# تتك الله الله الله

وفيالت

7971 - 0731 a 7971 - 71.7 a

مِحَرِّمُ مِنْ مِرْمِرُهُ الْ يُوسِّنَ سِيَّا هِرُهُ وَلِدُهُ الْمُرْبِيرِ

المجَلدُالثَّاني أسعَد - حسَنَ عبدالكربيُو



جَمِيتِ عِلَى فَعَوْقِ مَعَفَّ فَطَتَّمَ الطَّبِعَةُ الرَّابِعَةُ الطَّبِعَةُ الرَّابِعَةُ الطَّبِعَةُ الرَّابِعَةُ ) (مُوسَعَةُ ) (مُوسَعَةُ )



الجمهورية اليمنية / عدن هاتف (١٠٩٦٧/٢/٣٩٧٧٦) فاكس (١٠٩٦٧/٢/٣٩٧٧٦) E-mail: drwfaq@gmail.com

### أسعد أحمد الحكيم (١٣٠٤ - ١٣٩٩هـ = ١٨٨١ - ١٩٩٩م)

من آل الحكيم الدمشقيين المعروفين بآل العطار، وتمذهب هذا الفرع بالمذهب الجعفري في أواسط القرن الثالث عشر الهجري، وأصلهم من الموصل.

بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق. توفي يوم الخميس ٢٦ صفر.

له مؤلفات مسرحية لم تطبع، وهي: دمنة الهندي، أسد القيروان، زهير الأندلس، أذينة التدمري.

أما كتبه العلمية فأبرزها: الأمراض النفسية (بالاشتراك)، الموجز في الأمراض النفسية، ملخص محاضرات في الأمراض النفسية(١).

طبيب ولغوي مجمعي.

ولد ونشأ في دمشق، تخرَّج طبيبًا في المدرسة الطبية الفرنسية ببيروت ، وحدم في سلك الأطباء بالدولة العثمانية في الأناضول والروملي والحجاز إلى سنة ١٣٣٥هـ، عاد إلى دمشق، ومثَّل الحكومة السورية في بعض المؤتمرات الصحية الدولية والعربية، وكلِّف بإلقاء المحاضرات والتدريس في كلية الطب بالجامعة السورية لسنوات كثيرة، ودخل مجمع اللغة العربية، واشترك في المؤتمرات اللغوية والمهرجانات الأدبية التي أقامها، كما انتخب عضواً مؤازراً في المحمع العلمي العراقي. وعند قيام الحكومة العربية الأولى في دمشق كان من إخوان جمعية الفتاة العربية البارزين، ومن أعضاء هيئتها المركزية، وألف الجمعيات والنوادي الأدبية، وأقام الحفلات المدرسية، ووضع مسرحيات قومية، وله مقالات ومحاضرات نشرت في

أسعد بيوض التميمي (3777 - A121a = 0181 - APP1a) عالم خطيب وداعية حركي،



ولد في الخليل، حصل على إجازة عالمية في القضاء الشرعى من الأزهر، عاد ليدرِّس، اشترك مع الشيخ تقى الدين النبهاني في تأسيس حزب التحرير، ثم تركه وأصبح مديراً لأوقاف القدس، فمدير لدار الأيتام الإسلامية، وخطيباً للمسجد الأقصى، وألقى فيه دروسًا عديدة، وحذَّر من تسليم بقية فلسطين والقدس. بعد حرب حزيران سكن في عمَّان وخطب في عدة مساجد، ولكنه منع منها، وبقى موظفًا في وزارة الأوقاف. أسس حركة الجهاد الإسلامي وكان أميرها، وتابع دعوته وخطبه النارية التي تفضح الحكام وتذكّرهم بمسؤوليتهم تجاه فلسطين، حتى اعتقل، وألزم بالإقامة الجبرية، ومات بعمّان يوم ٢٣ ذي القعدة، ۲۱ آذار،

من مصنفاته: زوال إسرائيل حتمية قرآنية، الغيب في المعركة والتغيير الكوني (خ)، أضواء كاشفة، الحقيقة كما عشتها (خ)(١).

أسعد جلال صالح (۱۳۲۸ - ۱۹۶۹هـ = ۱۹۹۸ - ۱۹۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

أسعد حبيب

أسعد الحاج دياب (PT+1+-19TA = A1ET1 - 170Y) وزير حقوقي قاض.

ولادته في قرية شمسطار، التي تبعد (٧٠) كم عن بيروت، من أسرة شيعية. حصل على الدكتوراه في الحقوق من الجامعة اللبنانية، وشهادة من معهد الدروس القضائية، وعمل أستاذًا للقانون بالجامعة اللبنانية، ثم رئيسًا لها، ورئيسًا للمحكمة المصرفية، وعضؤا بلجنة الإصلاح الإداري العلياء ووزيرًا للمالية، ثم للشؤون الاجتماعية، وتوفي يوم ۱۹ صفر، ٣ شباط.



الجامعة اللينانية UNIVERSITE LIBANAISE

أسعد الحاج دياب عمل رئيسًا للجامعة اللبنانية وله مؤلفات قانونية، منها: أبحاث في التأمينات العينية، أبحاث في التحديد والتحرير والسجل العقاري (مع طارق زيادة)، ضمان عيوب المبيع الخفية، القانون المدنى: العقود المسماة(١).

أسعد حبيب السبعلي (A171 - + 721a = + + 1 - PPP1a)

شاعر وباحث في التراث الشعبي. وهو نفسه «أسعد حبيب فرج».

(٣) دليل الإعلام والأعلام ص٤٤٨، أسماء الأسر والأشخاص ص٣٦٨، قرى ومدن لبنان ٢٠٨/٧. واسم والله في المصدر الأول: حسين؟ (٢) أعلام الهدى ٢٠٩/١، وفيه اسمه «أحمد بن محمد بن بيوض التميمي» وتكررت ترجمته في المصدر نفسه ١٤٥/٢ باسم «محمد أسعد بن أحمد بن محمد بن بيوض التميمي»؛ وتأريخ ولادته ووفاته في الموضع الأخير (١٣٤٥ – ١٤١٩هـ)، والصحيح في وفاته (٤١٨هـ، ١٩٩٨م)، واسمه المثبت أعلاه مماكتبه على مؤلفاته، وكذا هو في موسوعة أعلام فلسطين ٢٧٥/١، موقع (الإخوان المسلمون) استفيد منه في جمادي الأولى ١٤٣٢هـ.

(١) أعلام دمشق في القرن الرابع عشر الهجري ص ٣٠، وله ترجمة طويلة بقلم عدنان الخطيب في بحلة بحمع اللغة العربية بلمشق مج ٥٤ جـ ٣ (شعبان ١٣٩٩هـ) ص ٦٩٥ – ٧١٩)، الموسوعة العربية (السورية) ٤٥٤/٨، أعلام الأطباء الأدباء في دمشق ص ٢٤١.



ولد من أسرة مسيحية في سُبْعُل بشمال لبنان، اشتغل بزراعة الأرض، أصدر جريدة باسم «السبعلى» لأربع سنوات، وأدار محلة «الشعلة»، من مؤسسي جمعية الزجل اللبناني وعصبة الشعر اللبناني. كتب عن الشعر الشعبي في دائرة المعارف الفرنسية، أدرجت اسمه الأكاديمية الفرنسية مع زميله أسعد سابا بين الشعراء، وكذا ذُكر في الموسوعة البريطانية والأرمنية، غني أشعاره كبار المطربين والمطربات، أطلق عليه أمين نخلة «أمير القول»! مات في ٣٠ تموز. له: منجيرة الراعي، يا بوجميل، ديوان السبعلى، هيدا لبنان، دمعة السبعلى، أشواق من أمريكا، عطور من لبنان، حكايات، سلوى، من لبنان، ديوان الأسعدين (مع أسعد سابا)، طل الصباح، نقلة كنار، أصوات من الجبل، حنه. وله مخطوطات كثيرة(١).



ية القلع في اللاذقية، عد

من قرية القلع في اللاذقية، عمل في الصحافة، وأسهم في الحركة الأدبية، وكان والده قد بدأ ببناء مسجد عام ١٣٧٨ فأكمله هو، وأقام فيه حلقات تحفيظ القرآن، ودروساً في اللغة العربية التي كان يعشقها.

دواوينه: مرايا وظلال، شؤون وشجون، عرف منفرد. غيرها: القدرية بحوس هذه الأمة، آل البيت، الوسطية في الإسلام، اللغة العربية وحي وتوفيق. وله مؤلفات أحرى لم تنشر(۱).

علماء الهند، وانتخب ممثلًا للهند بمجمع البحوث الإسلامية في الجامع الأزهر، وشارك في مؤتمراته، وفي عام ١٣٩٣هـ انتخب رئيسًا لجمعية علماء الهند، وكان عضوًا مؤسسًا في هيئة الأحوال الشخصية للمسلمين حتى وفاته، وأسَّس في ديوبند في مستهل نشاطاته الدينية مصرفًا غير ربوى، لم يلبث أن انتشر في أرجاء البلاد. وقد زار معظم ولايات الهند، وكثيرًا من دول العالم، وحارب الفرق الضالة، وخاصة القاديانية، ونحض بجامعة ديوبند، وكان له حضور مكثف بين الجماهير المسلمة، وكان داعية مصلحًا، وناطقًا باسم المسلمين لدى الزعماء الحندوس، وقاد مسيرات احتجاج للضغط على الحكومة، صاحب نفوذ في المدارس والجامعات الإسلامية. توفي يوم السبت ۲ شوال، ٥ نوفمبر (۲).

بولاية أترابراديش، ثم أمينًا عامًا لجمعية

أسعد حكيم = أسعد مظفر الدين حكيم

أسعد بن حسين أحمد المدني (١٣٤٦ - ١٤٢٦ه = ١٩٢٨ - ٢٠٠٥م) رئيس جمعية علماء الهند.



من ديوبند بالهند. التحق بدار العلوم وتخرَّج فيها، ثم درَّس بالدار نفسها، واستقال ليتفرَّغ للخدمات القيادية والأعمال التوجيهية، فعيَّن رئيسًا إقليميًا لجمعية علماء الهند

(۲) المركز الافتراضي لإبداع الراحلين (۱۹ أيلول ۲۰۰۷م)،
 والصورة من معجم البابطين لشعراء العربية.

أسعد حليم (۲۰۰۰ - ۲۲۰۱ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۲م)

من مصر، عمل مترجماً في الأمم المتحدة، عضو نقابة الصحفيين. مات في الأول من ربيع الأول، ٢١ نيسان (أبريل).

مما ترجمه من كتب: تحقيق أهداف الوساطة: مواجهة المنازعات عن طريق التمكين والاعتراف المتبادل/ روبرت بوش، حوزيف فولجر، الخيارات الذكية: دليل عملي لاتخاذ قرارات أفضل/ جون هاموند، رالف كيني، هوارد رايفا، ضرورة الفن/ أرنست فيشر، العلاقات العربية الأمريكية

(٣) سني أون لاين ٢٤/١٠/٢٤م.

(۱) أقلام من عندنا ص ۱۸۲ (رولادته في هذا المصدر ۱۹۱۰ وردت نسبته «فرج» بالحاء)، موسوعة أعلام العرب المبدعين ٦/٠ (١٥ معجم أسماء الأسر والأشخاص ص ٤١٠) أعلام الشعر العامي في لبنان ص ٤٧٩) (ووفاته منه، ووردت في مصدر آخر ١٩٩١م؟)، قرى ومدن لبنان (٩٧/٠) (روفاته في هذا المصدر ١٩٩٧م؟)، وصورته من (النشرة) ٢٠١٠/١، (١/٢٨م.

والضغط الصهيوني/ أندرو كارفلي، عنيزة: التنمية والتغيير في مدينة نجدية عربية/ ثريا التركي، رونالد كول (ترجمة مع جلال أمين)، الاشتراكية والفن/ أرنست فيشر، روح الشعب الأسود/ وليم ديبوس، جنوب السودان: دراسة لأسباب النزاع/ محمد عمر بشير، الرؤيا الإبداعية/ جمعها سكل بلول وهيرمان سائنجر.

وفي مدارس ومعاهد شتى، ورسم أكثر من ( ٥٠٠٠) لوحة، وفي مصدر ( ٢٥٠٠) عملاً فنياً، بين بورتريات ومناظر طبيعية، وبينها صور عارية وكنسية كثيرة. وتوفي يوم الجمعة ١٣ شعبان، ٢١ حزيران (يونيه). ألَّف كتباً عن تاريخ الفن الإسباني، وسلسلة «قواعد الرسم»، وثلاثة أجزاء من «تاريخ الفن العللي» (١٠).



أسعد خليل رنّو (١٣٦٧ - ١٤٣٤هـ = ١٩٤٧ - ٢٠١٣م) رسَّام.



من بلدة دير القمر في قضاء الشوف بلبنان. تعلم الرسم في إسبانيا، واستفاد من أساتذة كبار في الفنّ التشكيلي، والتزم المدرسة الكلاسيكية، وتعصّب لها، وأقام في لبنان (١٣) معرضاً فنياً، وأنشأ "أكاديمية مايكل أنج للفنون الجميلة" في زحلة عام مايكل أنج لقلها إلى بيروت، ودرّس فيها

أسعد خليل الكاشف (١٣٦١ - ١٤٢٦ه = ١٩٤٢ - ٢٠٠٥م) أديب ومخرج تلفزيوني إسلامي.



ولادته في شمال سيناء بالعربش. حصل على إجازة في الآداب تخصص فلسفة وعلم نفس، مع دراسات عليا إعلامية، ودبلوم معهد التليفزيون تخصص إعداد وإخراج وتقديم. عمل مخرجًا بالتليفزيون القطري، وباحثًا إعلاميًا في إدارة إحياء التراث الإسلامي بقطر، ثم مخرجًا بالتليفزيون المصري، وترقًى فيه حتى كان كبير المحرجين، فوكيلاً للوزارة. وكتب في نحو المحرجين، فوكيلاً للوزارة. وكتب في نحو إسلامية بعدة إذاعات، منها (٨٥) حلقة من برنامج (هدي الإسلام) من إعداد

(۱) السفير ع ۱۲۰۱۰ (۲۰۱۲/۲۲۱ ۲۰م)، موقع لبنان ۲۴ (۲۰۱۳/۲۲۱) قرى ومدن لبنان ۲۰۵۱، ويتأكد من سنة الوفاة، فقد ورد أنه مات ۸۲ سنة.

وتقليم العلاّمة يوسف القرضاوي، و(٩٠) حلقة من برنامج (الخلفاء الراشدون)، ونقل أول صلاة جمعة في تلفزيون قطر. ورأس نادي الفنون والآداب بمحافظة شمال سيناء، وكان عضواً في جمعيات، ورئيسًا لتحرير صحيفة (صوت سيناء)، ومسؤول الفكر الديني في جريدة (الدستور) بالأردن، ومحررًا بمحلة (الأمة)، ومدير المكتب الإعلامي بمنطقة الخليج.

فضية المسيخ محمدناهر الدياالألباني أهديم هذا العمل المتواهنع مع رجاء العداء عيوف التي تعدونها في عام عظيم حيرون قديرى المؤلف ال

أسعد الكاشف (خطه)

ألَّف وأخرج أوبريت (يا أم السلام يا مصر)، وقدَّم بإذاعة شمال سيناء برناجًا أدبيًا بعنوان (في أدبنا الحكمة والمثل) تحاوز عدد حلقاته (٧٥٠) حلقة، وآخر من كتابته وإخراجه بعنوان (من أعلام الفكر) بلغت أعداد حلقاته حتى عام ١٤٢٢هـ بلغت أعداد حلقاته حتى عام ١٤٢٢هـ

ومن مؤلفاته: الإسلام المعاصر في القرن العشرين، الصراع العربي مع الآخر، الأدب الإسلامي وقرن جديد، أخي الصائم: سبحات وخواطر، الفراغ الأدبي وسلاح الحجارة (خ)(٢).

(۲) منتدى اتحاد شباب عائلة الكاشف (استفيد منه في جادى الأولى ۲۲/۱ هـ)، وخطه من حصول التهاني ۲۲/۱.

#### أسعد السبعلي = أسعد حبيب السبعلي

#### أسعد سعيد (١٣٤١ - ١٩٤٧ه = ١٩٢٢ - ٢٠١٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### أسعد سعيد النائب (١٣١٨ - ١٤١٢هـ = ١٩٠٠ - ١٩٩٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### أسعد سيد أحمد (۱۹۸۲ - ۱۹۸۲ه = ۱۰۰۰ - ۱۹۸۲م) داعية ناشر.

من مصر. كان في مقتبل شبابه موضع ثقة أستاذه الشيخ حسن البنا، وظل على وفائه لتعاليمه حتى آخر حياته، وكان نمن حملوا السلاح من أجل فلسطين المسلمة، وممن أوذوا أشد الإيذاء في محنتي ١٩٥٤، ١٩٦٥ ام. وهو صاحب دار الأنصار للنشر بالقاهدة.

نشر كتبًا إسلامية عديدة، وأسهم بذلك في نشر الثقافة الإسلامية والدعوة الهادفة والكلمة الطيبة، ورأيت له تقديماً لكتابين: مطارق النور تبدد أوهام الشيعة: محاورة بين ابن تيمية وابن مطهر/ محمد مال الله، من الفروق بين التوراة السامرية والعبرانية في الألفاظ والمعاني/ عمل أحمد حجازي السقا، (يليه: دلالة نصوص نبوءات التوراة السامرية على ثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم)(۱).

#### أسعد السيد عبدالرحمن (۱۰۰۰ - ۱٤٣٤ه = ۱۰۰۰ – ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۱) المحتمع ع ۸۲ (۲۱، ۱۲۱ هـ) ص ۱۳.

أسعد الشبيبي (۱۳۵۱ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۳۲ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

أسعد طرابزوني الحسيني (۱۰۰۰ – ۱۴۰۹ه = ۲۰۰۰ – ۱۹۸۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

أسعد عبدالرزاق السعيدي (۱۳٤٢ - ۱۶۳۵ - ۲۰۱۳ - ۲۰۱۳م)

سرحي.



ولد في بغداد. حاز إجازة في الحقوق، ودبلوماً عالياً في الإخراج المسرحي من أكاديمية الأدب والفن في روما، وعمل وأسس فرقة ١٤ تموز للتمثيل ورأسها، وكان رئيس تحرير بحلة (الفنان)، شارك في مهرجانات ومؤتمرات مسرحية، وأخرج العديد من المسرحيات، وكتب مسرحيات أيضاً، وشارك في التمثيل فيها وفي مسلسلات إذاعية وتلفزيونية، وأشرف على رسائل ماجستير، توفي أوائل شهر محرم، نوفمبر (تشرين الثاني).

كتبه المطبوعة: طرق تدريس التمثيل (مع عوني كر ومي)، دروس في أصول التمثيل: نظريات وتطبيقات مستندة إلى طريقة ستانيسلافسكي والتجارب الخاصة (بالمشاركة)، فن التمثيل (بالمشاركة)،

ومن المسرحيات الشعبية التي كتبها (ومثلت): عبدالعال وأم حسون، في المدرسة ممنوع الدخول»(٢).

أسعد عربي درقاوي (۱۳۶۸ - ۱۹۰۶هـ = ۱۹۲۹ - ۱۹۸۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

أسعد قاسم حريز (١٣٢٩ – ١٤٠٨هـ = ١٩١١ – ١٩٨٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

أسعد كامل إلياس (۱۳۲۰ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۲۱ - ۲۰۱۱م) إعلامي مترجم، مستشار سياسي.



ولد في مدينة حيفا، انتقل إلى دمشق عام ١٩٤٨م، وعمل في الإذاعة لمدة طويلة، ثم أصبح رئيسًا لتحرير الأخبار بحا، ومديرًا للمكتب الصحفي برئاسة بحلس الوزراء، وفي عام ١٩٩٠ه (١٩٧٠م) انتقل إلى رئاسة الجمهورية ليعمل مترجمًا ومديرًا للمكتب الصحفي هناك، وبعدها أصبح مستشارًا للرئيس حافظ الأسد، ثم لابنه في الاجتماعات الحسّاسة والمهمة أثناء في الاجتماعات الحسّاسة والمهمة أثناء حولات كيسنجر المكوكية، ويحرص على حطوره الموقين، والمحترب ما العراقين الاراء معجم الموافين والمحترب الموافين والمحترب الموافية، والمحترب الموافية والمحترب الموافية، والمحترب الموافية والمحترب المحترب الموافية والمحترب المحترب المحت

ألاً يقوم مترجمون مرافقون للوفود الأجنبية بنقل أية معلومات أو عبارات تصدر عنها إلا من خلاله. ومات مساء يوم الخميس ١٦ صفر، ٢٠ كانون الثاني.

وله ترجمات مطبوعة، منها: تحقيق التميز المؤسسى وإدامته/ بتسى بيرفوت وآخرون، الحرب من أجل فلسطين: إعادة كتابة تاريخ ١٩٤٨م/ إشراف يوجين روغان وآفي شلايم، دليل مالكي الأعمال التجارية الصغيرة/ دابر كونتر ترافيرسو، سلام ما بعده سلام/ دافيد فرومكين ، صياد السمك ووحيد القرن: عولمة المال جحيم أم نعيم/ إربك بريس، العولمة من تحت قوة التضامن/ جیریمی برشر، تیم کوستیلو، برندان سميث، قتل الأمل: تدخلات العسكريين الأمريكيين وكالة المخابرات المركزية منذ الحرب العالمية الثانية/ وليم بلوم، المبيعات والتسويق والتحسين المتواصل: أفضل ست ممارسات لتحقيق نمو في الإيراد وزيادة ولاء الزبون/ دانييل م. ستويل(١).

أسعد الكوراني (١٣٢٥ - ١٤١٦ه = ١٩٠٧ - ١٩٩٥م) حقوقي علماني، مهندس القانون الوضعي بديلاً عن الشريعة الإسلامية في سورية.



ولد في مدينة عكا (أو حلب؟). تخرَّج في كلية الحقوق بالجامعة السورية، أنشأ مكتباً

(١) موقع حزب الشعب الفلسطيني ٢٠١١/١/٢٣. وإضافة المؤلفات من قبلي، وهي للاسم الثلاثي (أسعد كامل إلياس) فليحذر الالتبام ؟

للمحاماة، وضع مع جان مظلوم قانوناً للمحاماة ليكتسب طابع الاستقلال بعد الجلاء، تولى وزارة العدل سنة ١٣٦٣هـ (١٩٤٣م)، ثم كان نقيباً للمحامين، فأميناً عاماً لوزارة العدل. وفي سنة ١٣٦٩هـ (١٩٤٩م) قام حسني الزعيم بانقلاب عسكري واختاره وزيراً للعدل، وتولى رئاسة اللجنة التي عهد إليها وضع مشروع للدستور، وكان عضواً في اللجنة الثانية التي ألفت لحذا الغرض باشتراك السنهوري. أصدر بعد معارضات عنيفة القانون المديى، وقانوبي التجارة والعقوبات، وقانون حل الأوقاف الذرِّية، وإلغاء التولية في الأوقاف الخيرية، ثم تولى وزارة الاقتصاد، ووزارة العدل للمرة الثالثة سنة ١٣٧٤هـ، وصدر مرسوم جمهوري بتعيينه مدرساً للقانون المديي في جامعة حلب،

وفي حوار صريح مهم وخطير مع العلامة مصطفى الزرقاء، الذي كان وزيراً للعدل في سورية، سئل:

من خلال موقعكم في كلية الحقوق، كيف كنتم تنظرون إلى الدستور السوري وتطوراته، سواء أيام الفرنسيين أو في مرحلة الاستقلال وما تلاها؟

فأجاب: نحن كنا ندعو إلى قيام حكم إسلامي، هذه دعوتنا الأولى ولا نزال عليها إلى يومنا وحتى نلقى الله تعالى، ولكن هذا لم يكن ممكناً بين عشية وضحاها؛ نحن نعلم أن الطفرة غير ممكنة، فكان أول اهتمامنا أن نوجد قانوناً مدنياً مستمداً من فقه المذاهب كلها، ولا يكون مقصوراً على مذهب واحد كما كانت عليه بحلة الأحكام العدلية التي كانت بمثابة القانون المدني في سوريا، وهي مستمدة من الفقه المخنفي وحده؛ وأنا لما جئت إلى كلية الحقوق كنت أدرّس المجلة، وعلى أساسها الحقوق كنت أدرّس المجلة، وعلى أساسها أخرجت السلسلة الفقهية: الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، والمدخل الفقهي، العام

الذي هو أول السلسلة. ولكن كنت ألحظ أن المحلة لن يكتب لها الدوام بعد أن فرغت معظم محتوياتها الاستثناءات القانونية فأصبحت نسيجاً مخلخلاً، كما أن ظروف الحياة وتطوراتها والأوضاع الزمنية أصبحت تستوجب أن تُستبدل، ولإحساسي بمذا الأمر كنت أنادي بوضع قانون مدنى حديث الترتيب مستمد من الفقه الإسلامي لا من المصادر الأجنبية فيقطعنا عن فقهنا، وكان هذا رأس دعوتي، ونحن كنا في هذا السبيل، وقاربنا أن ننجح في فترة تولى فيها وزارة العدل الأستاذ أحمد الرفاعي رحمه الله، وشرحنا له الفكرة فأيّدناه وأرسل مندوباً هو نحاد القاسم إلى مصر لكي يبحث هذا الموضوع مع عبدالرزاق السنهوري؛ وهناك طلب القاسم مع السنهوري من الوزير أن ينتدبني من كلية الحقوق إلى مصر لأجل أن أتعاون معهما ويتعاونا معي في وضع هذا المشروع، وأصبح الأمر قاب قوسين وإذ بنا نفاجاً بالانقلاب، انقلاب حسني الزعيم، الذي جاء بأحد العلمانيين -وهو أسعد الكوراني - وكان متخرجاً من الحقوق ويمارس المحاماة، فأتى به وزيراً للعدل، وعندئذ أوحى للزعيم بأن يأخذ القانون المصري الجديد قانونا مدنيا ويحل محل المحلة التي يلغيها، وأنه بذلك يخلد كما خلد نابليون بقانونه المدني الفرنسي وليس بفتوحاته! استولوا عليه بعذه الفكرة، وفعل الزعيم ذلك، ونسخوا القانون المديي المصري على الآلة الكاتبة خلال خمسة عشر يوماً، وأصدروه قانوناً وألغوا به الجلة، واستدعى الأستاذ نحاد القاسم من المهمة التي أرسل فيها إلى مصر. أما أنا فكنت من المقاومين، وسجلت هذا في مقدمة كتابي «الفقه الإسلامي في ثوبه الحديد»، "المدخل الفقهي العام" وما بعده، الذي كان يُدرِّس في كلية الحقوق إذ ذاك. وسئل: من كان معكم ممن وقف؟

فقال: في وجه هذا القانون؟ وقفت فئة ولكنهم لم يكونوا على قدرة أن يبرزوا في المقاومة؛ لأن حسني الزعيم كان رجلاً متهوراً وقليل التوازن، بل إن عنده شيئاً من الجنون إذا اعتبرنا أن الجنون فنون! ولقد بلغنا من مصادر موثوقة أنه لما استنسخ القانون المصري أتى به إلى مجلس الوزراء فجمعهم ثم سحب مسدسه ووضعه بجانب القانون وقال لهم وقعوا عليه!

قيل له: وبعد الانقلاب على الزعيم، لماذا بقيت سوريا تحتكم إلى القانون المصري الذي أقره؟

فأجاب: لأن القانون كان قد صدر بمرسوم تشريعي من حسني الزعيم واعتبر القانون المدي الأساسي في البلد، فلا بد للمحاكم أن تطبقه، وقد طبقته المحاكم قبل أن يصل إليها نصه مطبوعاً؛ لأن أسعد الكوراني الذي أوحى به لحسني الزعيم كان يعلم أن عهد الزعيم لن يطول، فلذلك جعلهم يأخذونه ويطبقونه فوراً، بينما كان لم يطبق بعد في مصر لأنه قانون جديد، وأعطى بعد في مصر لأنه قانون جديد، وأعطى يطبقوه، أما عندنا فطبقوه فوراً! (انتهى الحمال).

من كتبه القانونية: ملحق المدخل إلى العلوم القانونية، الاستغلال والغبن في العقود، الوحدة القانونية بين البلاد العربية ووسائل تحقيقها، الاستغلال والغبن في القانون المدني المصري والقوانين العربية، وله مذكرات مطبوعة(۱).

(۱) من هم في العالم العربي ٥٩٣/١ معجم المولفين السوريين ص ٤٤٨ (وفيهما أنه ولد في حكا)، منة أواتل من حلب ص ٧٨٩ (وفيه أنه ولد في حي البياضة بملب). وييدو من نسبته أنه كردي؟ ونص الحوار مع الشيخ مصطفى المروقا نشر في حلقتين بمجلة النور (الكويتية) ع ٢١٠ (رمضان (شعبان ١١٤٣هـ)، ص ٢٥ - ٧٠، وع ٢١١ (رمضان

أسعد محمد علي إبراهيم (١٣٥٩ - ١٤٢١هـ = ١٩٤٠ - ٢٠٠٠م) قاص، باحث وفنان موسيقي.



ولد في كركوك، تخرَّج في معهد الفنون الجميلة، حضر دورات فنية خاصة في ألمانيا وهنغاريا، عبِّن مديراً للفرقة السمفونية الوطنية، عضو نقابة الفنانين. استقرَّ في عمّان منذ سنة ١٤١٦ه رئيساً لفرقة سومر، إضافة إلى مشاركته عازفاً أول في أوركسترا المعهد الوطني للموسيقي، وأستاذاً في مركز فريدي للموسيقي. وهو أول من كتب دراسة مقارنة بين الأشكال الأدبية والموسيقية.

من كتبه المطبوعة: الوجه الغائب (قصص)، مدخل إلى الموسيقى العراقية، الضفة الثالثة (رواية)، الصوت والدوي (رواية). وله كتب مخطوطة (۱).

#### أسعد مظفر الدين حكيم (١٣٤٦ - ١٤٠٨ه = ١٩٢٧ - ١٩٨٨م)

ضابط وكاتب عسكري مترجم.
ولد في اللاذقية، تخرّج في الكلية الحربية بحمص، والأركان العامة بوزارة الدفاع الإيطالية، وشعبة المعلومات العملياتية بوما، ومعهد الدراسات الحربية الجوية بالقاهرة، وأكاديمية فرونزة بموسكو، محاز في الحقوق من جامعة دمشق، ودكتوراه

(٢) الحياة ع ١٣٧٧٨، موسوعة أعلام العراق ١٧/١.

في العلوم العسكرية، ودكتوراه فلسفة من موسكو في فقه اللغة التاريخي والمقارن (نظرية الترجمة). عين مديراً للكلية الحربية، وملحقاً عسكرياً، ومديراً للمعهد العسكري للغات الأجنبية، وترقّى إلى رتبة عقيد ركن. عضو جمعية البحوث والدراسات في اتحاد الكتاب العرب، مات في شهر صفر، أيلول.

من عناوين كتبه: علم الترجمة التطبيقي، علم الترجمة النظري، اللغة الروسية العسكرية، معجم العبارات الاصطلاحية، في علم الحرب العربي.

ورسالته في الدكتوراه عنوانحا: مسائل الترجمة العسكرية في ضوء النظرية العامة للترجمة. وله أيضاً: اللغة الروسية العسكرية لطلاب السنة الثانية في المعهد العسكري للغات الأجنبية (مع هاني الصوفي)، وآخر لطلاب السنة الأولى بالاشتراك مع الصوفي أيضاً. وعما ترجمه: التنبؤ العلمي في المعركة، التعاون قانون القتال، المبادئ الأساسية لفن العمليات والتكتيك: هيئة التدريب، مسائل منهجية علمية في نظرية الحرب وتطبيقاتها من وجهة النظر السوفيتية. وذكر لنفسه كتباً قيد الطبع أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين)(").



(٣) تراجم أعضاء اتحاد الكتاب ص ٢٨٨، كتابه علم
 الترجمة النظري.

#### أسعد نديم (١٣٤٧ - ١٤٣٢ هـ = ١٩٢٨ - ٢٠١١م) آثاري وباحث فني شعبي.



من مصر، حصل على إجازة من قسم علم الاجتماع بجامعة القاهرة، ودكتوراه الفلسفة في الفولكلور من جامعة إنديانا بأمريكا، ثمكان أستاذ الفولكلور والمأثورات الشعبية وخبير ترميم الآثار، وأسَّس «معهد المشربية لتنمية فنّ بلادنا» لتكوين جيل جديد يتقن الفنون التقليدية. وأشرف على الأرشيف القومي للمأثورات الشعبية، وأجرى البحوث وتدبير الموارد والتنفيذ لمشروع منطقة بيت السحيمي في القاهرة، وكان عضو لجنة الفنون الشعبية والتراث الثقافي غير المادي بالجلس الأعلى للثقافة، وشعبة الفنون بالجحلس القومى للثقافة والفنون والآداب والإعلام، واللجنة العلمية العليا للمتحف القومى للحضارات، وشارك في مؤتمرات بمصر وأمريكا وبلدان أوربية وغيرها. وكان خبيرا في الفولكلور التطبيقي وترميم وحفظ المناطق الأثرية والتاريخية. توفى يوم ٢٢ جمادي الأولى ، ٢٥ أبريل.

وله كتب وترجمات وبحوث، منها: كشف إفريقيا (مع آخرين)، الفيلم في معركة الأفكار/ جون هوارد لوسن (ترجمة)، فنون وحرف تقليدية من القاهرة (بالعربية والإنجليزية)، توثيق وترميم وتنمية منطقة بيت السحيمي (بحث منشور في كتاب:

القاهرة التاريخية)(١).

#### أسعد هاشم الصفطاوي (۱۳۰٤ - ۱۹۱۴ه = ۱۹۳۰ - ۱۹۹۳م)

من مواليد مدينة الجدل الفلسطينية، انتقل إلى غزة، والتحق بصفوف حركة الإحوان المسلمين ضمن تنظيم سري سمى (أسرة الفداء) كان يرأسه صلاح خلف، درس في قسم الطبيعة بكلية المعلمين بالقاهرة، وهناك تعرّف على ياسر عرفات، الذي كان يرأس رابطة طلاب فلسطين آنذاك، فتولَّى فيها الرقابة المالية. دُعي إلى تأسيس عمل فلسطيني لا تحكمه النظريات الحزبية، فشارك عرفات وصلاح خلف في تأسيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، ثم درَّس في وكالة الغوث، وعمل مديرًا لمدرسة، وبعد هزيمة ١٩٦٧م شارك في العمل المسلح، وكان قائدًا بغزة، اعتقلته يهود فسُنجن خمس سنوات. ثم إنه كان أكثر المبادرين لعملية (السلام)، ولذلك تكررت لقاءاته بياسر عرفات بعد أن وضع أسس عملية السلام هذه، وقُتل برصاص بحهولين في غزة يوم الخميس ٦ جمادي الأولى، ٢١ أكتوبر(١).

#### إسكندر بطرس شلفون (۱۳۵۳ - ۱۶۰۱ه = ۱۹۳۶ - ۱۹۸۱م) موسيقي.

من مصر، تعلم على والديه أصول الموسيقى والعزف، أنشأ معهداً للموسيقى باسم «روضة البلابل»، وبحلة بالاسم نفسه، ونشر فيها الموشحات والأدوار، وتحوّل للتلحين والتأليف وإحياء الحفلات،

(۱) الأهرام ع ٤٥٤٣١ (١٤٣٢/٥/٢٣هـ)، أعلام وشخصيات مصرية (موقع استقيد منه في ١٤٣٢/٥/٣٣هـ)، والعدد (٩١) من مجلة الفتون الشعبية فيه ملف خاص به. (٢) أعلام من جيل الرواد ص٤٣٣.

ولقي مصرعه تحت أنقاض «مقهى كوكب الشرق»، الذي انحار على العاملين والرواد فيه، في شهر أكتوبر.

ألَّف: قاموس الموسيقى، وكتب مدونات الألحان سلامة حجازي (١٠).

#### إسلام أحمد حافظ المدني (۱۳۵۰ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۳۱ - ۲۰۰۲م) قارئ.

ولد لأبوين هندوسيين بقرية روزان في مقاطعة شيتاغانغ ببنغلاديش، حبِّب له الإسلام وهو في الثانية عشرة من عمره، وأسلم. فرَّ من بطش أسرته، وهاجر إلى بلاد الحرمين رغبة في المحاورة، ووصل إلى حدة سنة ١٣٦٥هـ، واستقرَّ بالمدينة المنورة، ودرس بالمدرسة البحارية، وحفظ القرآن الكريم في ثلاث سنوات، مع تعلم العلوم الشرعية. من شيوخه عباس بخاري، وحسن الشاعر، قرأ على الأول برواية حفص عن عاصم، ولازمه طويلاً. ثم درَّس القرآن بالمدرسة البخارية، وحفظ عليه القرآن كثير من أهل المدينة، كما عين إماماً بمسجد الدوسري نحو عشرين عاماً، وكان مشهوراً بجمال الصوت عند قراءة القرآن، ويقصده الناس لسماع صوته. مات ليلة الاثنين ٣٠ ذى الحجة(1).

#### إسلام الشبراوي (۲۰۰۰ – ۱٤۲۵ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

أسماء الفهاد (۱۳۹۲ – ۱۶۳۶ه = ۱۹۷۷ – ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

<sup>(</sup>٣) أهل الفن ص ١٤. (٤) إمتاع الفضلاء ٧٨/١.

أسماء محمد النونو (۱۳٤٦ – ۱۳۲۹هـ = ۱۹۲۸ – ۲۰۰۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

أبو إسماعيل = يحيى إسماعيل حمودة

إسماعيل إبراهيم شتات (١٣٥٨ - ١٤٢٩ه = ١٩٣٩ - ٢٠٠٨م) شاعر. لقبه ''ابن الشاطئ".



من مواليد قرية الجسير بين الخليل وغزة. تنقل بين لبنان وسوريا ومصر، وأجيز من قسم اللغة العربية وآدابجا بكلية الآداب شي جامعة عين شمس بالقاهرة، وأسّس في سورية «رابطة أدباء الساحل» عام ١٣٨٦ه العرب هناك. التحق بالثورة الفلسطينية، وشارك في مهرجانات أدبية، ممثلًا فلسطين، وانتقل إلى الجزائر مدرسًا، وعمل في بحلة وانتقل إلى الجزائر مدرسًا، وعمل في بحلة (الجاهد)، وانتخب هناك رئيسًا لاتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين في المغرب العربي، عضو اتحادات عربية أحرى. توفي ويجمل بالجزائر ليلة ٢٤ ربيع الآخر، وي حيجل بالجزائر ليلة ٢٤ ربيع الآخر، وي نيسان (أبريل).

ورد أن له (٦٩) ديوان شعر، طبع منها (١١) ديواتًا فقط، وأنه بقي في مكتبته (٥٨) ديواتًا مخطوطًا، إضافة إلى العديد من الأعمال النثرية والدراسات الأدبية والسياسية، والكتب المدرسية والجامعية، وتعاند اللغة العربية عنوانه:

الشامل الميسّر في قواعد اللغة العربية (جد).

ودواوينه المطبوعة هي: خفقات قلب، محطات على ذاكرة الزمن، دائرة الرفض، الزمن الفلسطيني يتجدّد في البعد الثالث، غاليتي لا تجيد فنّ الرقص، ميسون وسرطان الموقف الصعب، اعترافات في عزّ الظهيرة، الحدائق المعلقة والزمن البديل، أبجدية المنفى والبندقية، أمّ أوفى تتجدد رغم الليل الطويل. وله أيضًا: أين العدالة (شعر)، بين الأكواخ (شعر)، نحن ننتظر القمر، عناقيد جائعة(۱).

إسماعيل إبراهيم الشيخلي (١٣٤٣ - ١٩٢٢ه = ١٩٢٤ - ٢٠٠٢م) من رواد الفن التشكيلي بالعراق.



ولد في بغداد، تخرَّج في معهد الفنون الجميلة، حصل على شهادة البوزارت من باريس، شغل مناصب عديدة، منها رئيس قسم الفنون التشكيلية في كلية الفنون الجميلة، ومدير عام دائرة الفنون التشكيلية بغداد، وكان واحداً ممن أسسوا «جماعة الرواد » الجماعة الفنية الشهيرة في العراق، وأسس جماعة «الخمسينيات»، وأخيراً جماعة «دجلة والفرات بعمّان»، وكان له جماعة «دجلة والفرات بعمّان»، وكان له

(۱) دليل كتاب فلسطين رقم ۸۶، موسوعة أعلام فلسطين ۱/۲۸۹، منتدى حبل العرب ۱۲/۹، ۲۰۰۹م، معجم البابطين للشعراء العرب.

دور مهم في الحركة التشكيلية الحديثة في العالم العربي عامة والعراق خاصة، وتميز أسلوبه – حسبما يقول النقاد – ببساطة الألوان، واقتصاد الخط، وشاعرية التكوين، كما تميز بمواضيعه الأسرية، وأقام لنفسه العديد من المعارض الشخصية. مات يوم ١٢ ذي القعدة، ٢٥ كانون الثاني.

إسماعيل بن أحمد الجرافي (١٣٣١ - ١٤٢٨ه = ١٩١٢ - ٢٠٠٧م) عالم مؤرِّخ.



من اليمن، عالم متمرّس في العلوم العربية، درّس لمدة قصيرة، ثم اختير للسفر إلى مصر مع آخرين للاطلاع على النظم الحديثة في محال القضاء، وذهب إلى عواصم أوربية، وعيّن مندوباً لليمن في الجامعة العربية، فأميناً عاماً لمجلس الشورى، ثم كان أول سفير لليمن في السعودية، وتوفي في شهر شعان.

وله مؤلفات وتحقيقات، منها: تصفية القلوب من درن الأوزار والذنوب/ يحيى بن حمزة اليماني (إعداد)، الأزهار النادية من أشعار البادية/ عيسى بن لطف الله بن المطهر (تحقيق مج ١٧ مع على بن إسماعيل المؤيد)، ديوان مبيتات وموشحات لابن المطهر (تحقيق مع السابق)، مدائح إلهية: عنارات من ديوان محمد بن إبراهيم الوزير

(۲) الرياض ۱٤٢٢/١١/۱۳هـ، الشرق الأوسط
 ۲٤۲/۱ ، ۲۹، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ۲٤۲/۱

المسمى بحمع الحقائق والرقائق في ممادح رب الخلائق (إعداد وتعليق مع السابق)، ملوك حمير وأقيال اليمن لنشوان الحميري (تحقيق مع السابق)، السيرة الجامعة لعجائب أخبار الملوك التبابعة لنشوان الحميري (تحقيق مع السابق)، إتحاف ذوي الفطن بمختصر أنباء الزمن للآنسي (تحقيق)، بائع الحطب (قصة قصيرة)، تاجر الحلقة (قصة قصيرة)(1)

#### إسماعيل أحمد الطحان (۱۰۰۰ - ۱٤۳٤ه = ۱۰۰ - ۲۰۱۲م) عالم لغوي أزهري.

من قرية صهرجت الصغرى التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية في مصر. حصل على شهادة الدكتوراه من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر عام ١٣٩٤هـ، ثم كان أستاذ ورئيس قسم التفسير والحديث بجامعة قطر. شيعت جنازته يوم الأربعاء ٢١ محرم، ٥ دسمه.

رسالته في الدكتوراه: الظواهر اللغوية في القراءات: دراسة مقارنة لتوجيهاتها عند اللغويين.

وله من الكتب: دراسات حول القرآن الكريم، من قضايا القرآن (الأحرف السبعة والرسم والقراءات)، ظاهرة نقد القراءات ومنهج الطبري فيها (بحث)، تيسير فقه المذاهب الأربعة (جمع وترتيب)، تاريخ القرآن بين تساهل المسلمين وشبهات المستشرقين (بحث)، لا أساطير في القرآن (بحث).

إسماعيل أحمد العتباني (١٣٢٧ - ١٩٠١ه = ١٩٠٩ - ٢٠٠٩) صحافي ريادي.

(١) هجر العلم ٢٦٩/١؛ للركز الوطني للمعلومات (اليمن)

(۲) الشرق الأوسط ع ۱۹۰۲۲ (٥ صفر ۱۹۳۰هـ)، معجم شخصيات مؤمّر الخريجين ص ٤٣، معجم المؤلفين السودانيين ١٩٤/١.



ولد بمدينة أم درمان، التحق بكلية غردون التذكارية وتخرَّج في قسم المحاسبين، شارك في تأسيس جماعة أبو روف الأدبية للمناقشة والقراءة، والجمعية الأدبية بمدينة «ود مدنى» التي سطع فيها فكرة مؤتمر الخريجين العام، واعتبر واحداً من الأربعة الذين حملوا فكرة المؤتمر إلى نادي الخريجين بأم درمان، وهو النادي الذي مارس الضغوط على المحتل الإنحليزي بالسودان. تم تعيينه عام ١٣٥٨هـ (٩٣٩م) رئيساً لتحرير صحيفة «صوت السودان» اليومية، وأدارها بطريقة قومية، وكانت لسان حال مؤتمر الخريجين، وأنشأ عام ١٣٦٥هـ (١٩٤٥م) صحيفة «الرأي العام» المستقلة، وكانت أول صحيفة سياسية يومية مستقلة تصدر في الخرطوم، واستمرَّت في الصدور حتى تأميم الصحف عام ١٣٩٠ه (١٩٧٠م). مُنح الدكتوراه الفخرية من جامعتي الخرطوم وأم درمان الإسلامية، شارك في بناء المؤسسات الصحافية الوطنية، وكانت له مساهمته في الحركة الاستقلالية، التي أفضت إلى استقلال السودان، وصاحب دور فكرى وسياسي وإعلامي وثقافي، من خلال الجمعيات والأحزاب التي نشأت. مات في أوائل شهر صفر، أواخر يناير.

أصدر مذكراته بعنوان: شهادتي للتاريخ (٢٠).

كاتب ومحرر صحافي.

إسماعيل أحمد عثمان = سباعي أحمد

إسماعيل أحمد العرفي

(V371 - 0731A? = A781 - 3 + + Ya)

من دير الزور بسورية، تتلمذ على أخيه (محمد سعيد) الفقيه المتهم بالتشيع، وحصل على إجازة في اللغة العربية من جامعة دمشق، ثم درَّس اللغة في مدينته وفي ثانويات دمشق، وتسلم رئاسة تحريدة «الثورة»، وإدارة مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر، ثم كان مديراً لدار المعلمين العامة بدمشق، وأقام هناك متفرغاً للبحث والمطالعة.

صدر له: في الشعوبية، كتاب العرب القومي، التثقيف العربي الأمثل، اللغة العربية أم اللغات ولغة البشرية، مقالة في العروبة والإسلام، المدخل إلى التاريخ العربي، ونشر وعلق على مقالات الشيخ بشير الإبراهيمي حول القضية الفلسطينية (٢).

#### إسماعيل أحمد ياغي (١٣٥٤ – ١٤٣٠هـ = ١٩٣٥ – ٢٠٠٩م) مؤرّخ محقق.

ولد في قرية المسمية الكبيرة، إحدى قرى غزة، حصل على الدكتوراه في التاريخ

(٣) الحركة الثقافية في محافظة دير الزور ص ٢٥، معجم المولفين السوريين ص ٣٤٧.

الحديث من جامعة القاهرة، عمل أستاذاً في جامعة الإمام بالرياض، ثم في كلية البنات بالدمام والرياض ما بين ١٣٩٦. ١٣٩٦ هـ، أسهم في تأسيس جامعة القدس المفتوحة بالرياض وألقى بها محاضرات، وهو أحد مؤسسي اتحاد المؤرخين العرب، وعضو اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين فرع السعودية، وكان منغمساً في الهم الوطني، وألف عشرات الكتب في القضية الفلسطينية، وأشرف على المئات من رسائل الماجستير والدكتوراه مات يوم الأربعاء ٩ الماجستير والدكتوراه مات يوم الأربعاء ٩ صفر، ٤ شباط (فيراير).

من عناوين كتبه: أثر الخضارة الإسلامية في الغرب، الإرهاب والعنف في الفكر الصهيوني، الأقليات في العراق، التاريخ الأوروبي الحديث من عصر النهضة إلى أواخر القرن الثامن عشر، تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر (مع محمود شرق آسيا الحديث، تاريخ فلسطين (مع النشة وأبي علية)، ذاكرة فلسطين، الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث، القدس والسلام، بلادنا فلسطين: لكي القدس والسلام، بلادنا فلسطين: لكي من الكتب المذكورة في (تكملة معجم من الكتب المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).



إسماعيل إسحاق (۲۰۰۰ – ۱٤۲٤ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) موقع ساحة تعابير (استفيد منه في ١٤٣٠/٥/١٤هـ).

إسماعيل آل إسحاق الخوئيني = إسماعيل بن عبدالكريم الخوئيني

إسماعيل بن إسماعيل الزين (١٣٥٢ - ١٤١٤ه = ١٩٣٣ - ١٩٩٤م) فقيه عالم رحالة.



ولد في بلدة «الضحى» بمحافظة الحديدة من بلاد اليمن، وتلقى المبادئ على والده وغيره، أقبل على العلم إقبالاً كلياً، فدرس عند الشيخ إبراهيم شويش، ثم دخل الزيدية، وأخذ عن الشيخ أحمد محمد عامر وغيره، وبالمنيرة، عن محمد بن يحيى دوم الأهدل. ثم سافر إلى الحجاز ودرس على شيوخه، ورحل إلى جاوه ومصر والسودان وأخذ عن علمائها، وكان شافعيًا، عُرف بحبه للعلم والتدريس، سواء في اليمن أو في مكة المكرمة، التي قدم إليها منذ عام ١٣٨٠هـ، فشارك علماءها في التدريس بالمسجد الحرام، إضافة إلى التدريس في المدرسة الصولتية، والمدرسة التوحيدية، وفي منزله بمكة، وكانت تصل دروسه في اليوم والليلة إلى أربعين كتابًا، مع التقرير والتدقيق، يدرِّس بعد الفجر، وفي الضحى، وبعد الظهر، وبعد العصر، وفي العشاء. يدرِّس التفسير، والقراءات، والحديث، والمصطلح، والفقه وأصوله، والفرائض، وعلوم الآلة (اللغة)، والعروض، والمنطق، والبلاغة، وينظم الشعر، وبلغ أن لقب بمفتى الشافعية بمكة المكرمة، وانتفع به خلق، وكان صالحاً لطيفاً، حسن الخلق والمعاملة، متواضعاً

عابداً. توفي مساء الأربعاء ٢١ ذي الحجة. وله تآليف، منها: ثبته: صلة الخلف بأسانيد السلف، قرة العين بفتاوى الشيخ إسماعيل الزين، ديوان الخطب المنبرية والمواعظ الزينية، إسعاف الطلاب بشرح نظم قواعد الإعراب، ضوء الشمعة في خصوصيات الجمعة، ترجمة شيخه حسين الزواك، وترجمة لنفسه، إرشاد المؤمنين إلى فضائل ذكر رب العالمين، سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج/ أحمد الميقري شيلة الأهدل رموز المنهاج/ أحمد الميقري شيلة الأهدل (تحقيق). وله مؤلفات الشعرية...(۱).

#### إسماعيل الأكوع = إسماعيل بن علي الأكوع

#### إسماعيل إلياس محمد (۱۹۹۱ - ۱۹۹۱ه = ۲۰۰۰ – ۱۹۹۱م) عالم سلفي.

ولد في مدينة «ديركا جيايي مازي» وهي مركز قضاء في محافظة ماردين بتركيا. ختم القرآن الكريم، تابع تعليمه الليني على عادة علماء الأكراد، وتردد على جزيرة ابن عمر (جزيرة بوطان)، تتلمد على علماء دمشق ومشايخها، ودرس في دهوك وزاخو وبيزهي بالعراق، وأخد الإجازة العلمية من الملا أحمد بن عبدالخالق العقري بزاخو في حدود عام ١٣٦٠ه. استقر في سورية، فعين مدرساً في قرية «كركوندي» في قرية «تل فعين مدرساً في قرية «كركوندي» في قرية «تل خزير» بالمالكية، ثم في العراق، وأخيراً أقام خزير» بالمالكية، ثم في العراق، وأخيراً أقام في العلوم العقلية والنقلية، مجيداً في الفقه في العلوم العقلية والنقلية، مجيداً في الفقه الشافعي خاصة، شديد النزعة السلفية،

(٢) موقع قبلة النيا مكة المكرمة (رمضان ١٤٣٧ه)، المور الحسان في ترجة شيخنا إسماعيل عشمان/ لمؤلفه أحمد بارزي (عطوط)، أعده الشيخ عمد الرشيد، معجم المعاجم والمشيخات ٨٤/٣، إدام القوت ص ٦٣٣، وقد ينسب إلى حده، فيقال: إسماعيل عثمان الزين.

وأوذي في سبيل ذلك. وكان يتأثر بآلام الشعب الكردي، مهتماً بذلك، زار الملا مصطفى البارزاني عدة مرات. وتخرَّج على يديه أفواج من الطلبة. وبعد أدائه مناسك الحج رجع من مكة المكرمة، وفي الطريق اصطدمت سيارته ببعير، وأدت الحادثة إلى وفاته رحمه الله. مات عن عمر يناهز الثمانين عاماً، ودفن بالقويعية، على بعد الرياض(١).

إسماعيل باليج (١٣٣٦ - ١٤٢٣ هـ = ١٩٢٠ - ٢٠٠٢م) باحث مشرقي مكتبي.



ولد بمدينة موستار في البوسنة والهرسك، عمل مكتبياً متخصصاً، استقرّ في النمسا خبيراً مستشاراً في مجال اللغات الشرقية بلكتبة الوطنية في فيينا، نشر مجلة «الإسلام والغرب»، وكان أحد المدافعين المتحمسين للتعايش السلمي لشعوب تنتمي إلى تقاليد ثقافية مختلفة. وباعتباره مسلماً وأوروبياً، حاول إقامة حسر بين معتقداته وتقاليده الشخصية ومختلف جوانب الحضارة الغربية، عمل على إظهار أن المسلمين البوسنويين يمثلون جانب التسامح والعقل المتنور بما المساهرة العقل المتنور (۱) محلة الصراط المستقيم ع ٧ (ربيع الأول ١٣١٤ هم)، ص بحم الله حرائب التسامح والعقل المتنور بما الله وعرف حرمه الله - بلقب «كوم صور» لأنه كان يعم بالطربوش الأحر الذي عليه العمامة البيضاء، وهو أمر يم يكن مالوفاً لدى علماء الكرد.

للإسلام الذي هو على أتم الاستعداد لإقامة حوار مع منتسبي الديانات الأخرى. مات في الأول من شهر المحرم، ١٤ آذار (مارس).

وله مؤلفات عديدة، منها كتاب حول التاريخ الثقافي للبوسنة، نداء من المثدنة، البوسنة المجهولة، الجسر من أوروبا إلى العالم الإسلامي (ترجمه إلى العربية)، الإسلام لأوروبا، نظرة إلى المستقبل، وكتب معظم المقالات المنشورة حول الإسلام في (Lexikon religioser Grund - begriffe)، وترجم العديد من أعماله إلى لغات أخرى(۱).

إسماعيل حامد عثمان (۰۰۰ - ۱٤۳۰ = ۰۰۰ - ۲۰۰۹م) رياضي أكادعي.

اللغات العربية والصينية واليابانية والمالوية

- الأندونيسية والهندية والتاميل والفرنسية

والألمانية. ومنذ أن تحول إلى الإسلام عكف

على الترجمة والتأليف، وتقلّد منصب

مستشار تحرير في «الموسوعة الإسلامية

المختصرة» التي نشرتها دار «ستاي» العالمية

ومن طموحاته التي لم ينته منها ترجمة بيانية

لمعانى القرآن الكريم باللغة الإنحليزية ١٦٠٠.

عام ١٤٠٩ه.



إسماعيل جون هويسون (١٣٤٦ - ١٩١٥ه = ١٩٧٧ - ١٩٩٥م) كاتب إنجليزي موسوعي مسلم، وكان اسمه جون بيتر هويسون، من ألمع المثقفين الإنجليز، الذي عاش في تجاهل متعمد،

إسماعيل تامر (۲۰۰۰ – ۱٤۲۸ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

ومات في صمت مؤلم، نتيجة إسلامه منذ عام ١٣٧٠ه تقريباً. بعد الحرب العالمية الثانية انضم إلى السلك الدبلوماسي، فخدم في السفارة البريطانية في

وفي أثناء سنوات المواجهة في بروناي في المدة ما بين ١٩٢٦ - ١٩٦٥م عمل مع وحدة «فونيكس بارك» في سنغافورة، وحتى تقاعده في أواخر السبعينات الميلادية كان يشغل منصب الرئيس في دائرة أبحاث الصين واليابان في وزارة الخارجية الريطانية. وكان صاحب ثقافة موسوعية، أجاد

الرياضية للبنين بالقاهرة التابعة لجامعة حلوان عام ١٣٩٩ه، ثم كان أستاذاً بالكلية والجامعة نفسها، عضو الاتحاد العربي المدولي للملاكمة، ورئيس الاتحاد العربي للملاكمة، وعضو اللحنة الأولبية المصرية، ومات في ٢١ شوال، ١٠ أكتوبر تقريباً. عنوان رسالته في الماجستير: أثر المعيشة بالقسم الداخلي على الحياة الدراسية لطلبة المعلمين المعرم.

وفي الدكتوراه: بعض المشكلات التي تواجه العاملين في مجالات التربية الرياضية: أسباكما واقتراحات لعلاجها.

(T) المسلمون ع ٥٢٠ - ١٤١٥/٨/١٩هـ.

كل من جاكرتا وطوكيو.

#### إسماعيل حرب

(A071 - + 731a = PTP1 - P + + Yg) كاتب ومعدّ إذاعي.

من فلسطين، تخرَّج في جامعة Siu بأمريكا، وبدأ العمل بإذاعة الكويت، ثم التحق بإذاعة قطر نحو عام ١٣٩٠هـ، فكان من أبرز مؤسّسيها، وتتلمذ عليه الكثير من الإعلاميين بالإذاعة، وعُرف بتقديم وإعداد البرامج الوثائقية والتاريخية، وكان يسجلها بصوته، وقد لخص التاريخ العربي والإسلامي والعالمي للإذاعة، وعمل في أكثر من مؤسّسة إعلامية. توفي يوم ٢٢ جمادي الآخرة، ١٥ حزيران (يوليه)(١).

إسماعيل حسن (+071 - 7+31&= +781 - 7A814) شاعر، حبير زراعي. هو إسماعيل بن حسن بن فضل السيد.



ولد في القلعة، المنطقة الشمالية من السودان، ودرس في معهد مشتهر الزراعي بضواحي القاهرة، عمل خبيراً بوزارة الزراعة، وبالإصلاح الزراعي في النيل الأزرق، ونشط في الجحال الاجتماعي والثقافي، وعمل نائبًا عن الرعاة وأجراء الريف في أول محلس للشعب. وكان عضواً في أكثر من اتحاد أدبى. نظم قصائد غنائية، ونشر شعره في

كثير من الصحف والجلات. دواوينه: ليالي الريف، خواطر إنسان، حدّ الزين، ريحه التراث. إضافة إلى عدة دواوين من الأغاني العامية، لعل منها: يا سلام، ديوان الحرف والوتر<sup>(۱)</sup>.

إسماعيل حسن أبو شنب (+Y++ - 190+ = +1274 - 1474) قائد إسلامي.



ولد في مدينة غزة، حصل على إجازة في الهندسة من جامعة المنصورة بمصر، ثم الماجستير في الهندسة من أمريكا، وكان يحضّر للحصول على الدكتوراه، لكن اليهود اعتقلوه عام ١٤٠٩هـ بتهمة قيادته حركة حماس في أعقاب اعتقال زعيمها أحمد ياسين عام ٤٠٨ هـ إبَّان الانتفاضة الكبرى، وأطلقت سراحه عام ١٤١٧هـ، وقد قام بدور عيَّز في قيادة الانتفاضة، حيث كلفه الشيخ أحمد ياسين بمسؤولية قطاع غزة، فكان نائباً له، كما عمل في تنظيم الأجهزة المتعددة للحركة وترتيبها، حتى اعتقل، وأحضع للتحقيق من قبل المحابرات اليهودية، وعذَّب تعذيباً قاسياً. وشكل داخل المعتقل قيادة حركة حماس، وانتخب عام ١٤١٦ه أثناء وجوده في

للعلاقات مع السلطات الفلسطينية، وأحد الذين أسهموا بقوة في دفع دفة الحوار مع السلطة، حيث كان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وممثّل حماس في لجنة المتابعة العليا للقوى الفلسطينية، وكان يحظى باحترام الشعب الفلسطيني، وقواه وفصائله؛ لاعتداله ودماثة خلقه. وحاضر في الجامعة الإسلامية بغزة. اغتالته اليهود بإطلاق ثلاثة صواريخ من مروحية على سيارته التي كان يقودها مع اثنين من مرافقیه ظهر یوم الخمیس ۲۳ جمادی الآخرة، ٢٢ آب (أغسطس). صدر فيه كتاب: الدبلوماسي الوقور

السجن أمينا عاماً لحزب الخلاص الوطني

الإسلامي، الذي تأسس «كوجه آخر

للعملة مع حركة حماس». وكان منسقاً

المهندس إسماعيل أبو شنب/ حسن محمد

له العديد من المقالات في الصحف والمحلات العربية والأجنبية، وشارك في تأليف كتاب: المرشد الهندسي في هندسة الموانع، كما ألف الجزء الأول من كتاب: تحليل الإنشاءات، وهو كتاب المساق الذي يدرُّس في الجامعة الإسلامية، وكان بصدد إعداد الجزء الثاني منه، ولكنه استشهد قبل إنجازه(۲).

إسماعيل حسن عبدالحليم (تكملة معجم المؤلفين)

بوابة الأقصى ص ٢٤٥، أعلام من جيل الرواد ص ٢٠١٠، المستقبل الإسلامي (حوار معه)، ع ١٤٦ ص ٤٤، الجمتمع ع ١٥٦٦ (٣-٩ رجب ١٤٢٤هـ) ص ١١، و ع ١٦١٧، ص ۲۸، الصحوة ع ۹۲۰ (۲/۲/۵۲۱هـ)، موسوعة شهداء الحركة الإسلامية ٢١٢/٥، رجال لهم آثار ص ٤٠.

(٣) الحياة ع ١٤٧٦٠ (١٤٢٤/٦/٢٤هـ)، شهداء على

(٢) تراجم شعراء وأدباء وكتاب من السودان ص ٥٥٠ معجم للولفين السودانيين ١/٠٠٠ معجم البابطين لشعراء

#### إسماعيل بن حسن المشرع (١٣٣٠ - ١٣٩٩ه = ١٩١١ - ١٩٧٩م)

من مدينة "بيت الفقيه" في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر باليمن، قرأ على علماء أجلاء، منهم عوض الحتاري، وعمر جعان، واستمرَّ متعلماً وحافظاً للمتون مدة، رأس حلقة تدريس صحيح الإمام البخاري في الجامع الكبير ببلدته، ودرَّس فيه أكثر من (٣٥) عاماً، فتخرج على يديه الكثير.

صنف كتاباً في اختصار أحاديث البهجة(١).

#### إسماعيل حقي شاويس (١٣١٤ – ١٣٩٦هـ = ١٨٩٦ – ١٩٧٦م) أديب كردي. رائد في جمع واستخراج الأمثال الكردية.



ولد في الموصل، رحل إلى إستانبول وتخرَّج في الكلية الحربية، عبِّن في الحيش العثماني، واشترك في حرب البلقان، ووقع أسيراً في أيدي القوات اليونانية، كما شارك في الحرب العالمية الأولى، ووقع أسيراً في أيدي القوات البريطانية، ونُفي إلى الهند. وبعد انتهاء الحرب عاد إلى السليمانية ووقف مع انتفاضات الشيخ محمود الحفيد. ثم انخرط في صفوف الجيش العراقي، عبِّن قائمقاماً في مدينة عقرة، ثم في مخمور، ثم في رانية، ثم فصل من وظيفته.

نشر أبحاثه ومقالاته في الصحف والمحلات الكردية، ونقل تجربته في الأسر إلى هذه ———

(١) تشنيف الأسماع ص ٩٤.

الصحف على شكل حكايات وقصص، كما عني بنشر التاريخ الكردي، واهتم بوضع الأسس للكتابة الكردية، وعدَّ أحد الكتاب الذين برَّزوا المَأْثورات الشعبية الكدية.

من كتبه المطبوعة: الأمثال الكردية، خرافات القدماء والألغاز وحلولها، الألفباء الكردية، وكتب عظوطة كثيرة (٢٠٠٠).

#### إسماعيل خضير عدرة (١٣٤٦ - ١٩٨١ه = ١٩٢٧ - ١٩٨١م) (تكملة معجم المؤلفين)

إسماعيل الخطيب (١٣٦١ - ١٤٣٤ه = ١٩٤٢ - ٢٠١٣م) عالم واعظ.



من عائلة تطوانية محافظة. درس أنواع العلوم، وصرف عمره للدعوة والإرشاد، وكان رئيس المجلس العلمي بعمالة المضيق الفنيدق، ودرَّس في كلية أصول الدين بتطوان التابعة لجامعة القرويين، وكان إمامًا وخطيبًا بالجامع الكبير، ومسجد الأمة بتطوان، ومسجد محمد السادس بالمضيق، وقد جلس للوعظ والتوعية الدينية أكثر من وقد جلس للوعظ والتوعية الدينية أكثر من الثاني خاصة خلال شهر رمضان، وتلقّى عنه العلم الكثير من الناس، كما تولى إمامة صلاة العيد بمصلى مدينة تطوان. وارتبط

(٢) موسوعة أعلام العراق ٢٢/١، معجم المؤلفين العراقيين
 ١/ ١١٤ الموسوعة الكبرى لمشاهير الكرد ٢٢٧/١.

بحريدة (النور) منذ سنة ١٣٩٤ه التي شغل فيها مسؤولية الإدارة ورئاسة التحرير، وهي بحلة إسلامية دعوية، وإلى جانب تخصصه الفقهي فقد اختص أيضًا بالتاريخ العلمي والثقافي لحاضرة سبتة المحتلة، وتوفي يوم السبت ٤ رمضان، ١٣ يوليه(٢).

#### إسماعيل الخطيب الطوباسي (١٣٢٥ - ١٩٠٢ه = ١٩٠٧ - ١٩٨٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### إسماعيل خميرة (۲۰۰۰ - ۱۹۱۶هـ = ۲۰۰۰ - ۱۹۹۶م)

داعية قيادي.

من قادة حركة النهضة الإسلامية بتونس. استشهد نتيجة التعذيب وهو رهين السجن المدني بتونس، بعد ثلاث سنوات من مرض عضال، وزاده استفحالاً ما تعرّض له من أصناف التعذيب، ثم ترك مهملاً دون عناية، ومُنع من العلاج وتناول الدواء، وحُجز في زنزانة ضيقة... حتى لقى ربه (4).

#### إسماعيل دياب (١٣٥٩ - ١٤٢٦ه = ١٩٤٠ - ٢٠٠٥م) مستشار فني رسّام.



(٢) مجلة طنجة نيوز ٢٠١٣/٧/١٤م. (٤) الجتمع ع ١٠٩٣ (١٠/١٠/١١هـ)، ص ١٧.

من مصر. تخرج في كلية الفنون الجميلة، وارتبط بمذاهب الفن الواقعية، واشتهر برسم الشخصيات التاريخية، مثل ابن خلدون وابن سينا، كما رسم آلاف قصص التاريخية للفتيان، واعتبر من رواد فن الرسم الموسوعات والمكتب الموجهة للأطفال. الموسوعات والمكتب الموجهة للأطفال. عمل مستشاراً فنياً بمؤسسات هيئة الكتاب وغيرها، وأخيراً بدار المعارف، وهو شقيق وغيرها، وأخيراً بدار المعارف، وهو شقيق المكتب المسرحي محمود دياب. مات يوم الجمعة ٢ محرم، ١١ شباط (فبراير).

إسماعيل راجي الفاروقي (١٣٣٩ - ١٤٠٦هـ = ١٩٢١ - ١٩٨٦م) مفكر إسلامي.



ولد في مدينة يافا لأسرة ثرية، تعلم على يد والده القاضي الشرعي المتمرّس، حصل على إجازة في الفلسفة من الجامعة الأمريكية ببيروت، وفي عهد الاحتلال البريطاني أشرف على قطاع الجمعيات التعاونية في القدس، ثم كان محافظاً لمنطقة الجليل في حكومة فلسطين، ومع نكبة الاحتلال التحق بالمقاومة، ثم هاجر إلى أمريكا، وحصل من جامعة إنديانا على (١) الأمرام ع ٢١٦٧٤ (١/١/٢١٤ من حامعة إنديانا على ١٩٣٦م.

الدكتوراه في الفلسفة، عن رسالته: «نظرية الخير: الجوانب الميتافيزيقية والإبستمولوجية للقيم»، وانتقل إلى مصر فحصل على الدكتوراه من الأزهر، وكثف جهوده في دراسة العلوم الشرعية، وكأنه يستعد لدكتوراه أخرى! وعاد إلى أمريكا للتدريس والبحث في معهد الدراسات الإسلامية بجامعة ماكجيل في مونتريال بكندا، وكلية اللاهوت في الجامعة نفسها، وكان لدراساته صدى كبير، دُعى عام ١٣٨١هـ مع فضل الرحمن لإنشاء «معهد البحوث الإسلامية» في كراتشي، لكنه استقال من العمل، للأفكار والتصورات الاستشراقية لفضل الرحمن، الذي طُرد من بعد من باكستان لأجل ذلك. عاد إلى جامعة شيكاغو ليدرِّس مقارنة الأديان، ثم بحامعة سيراكيوز، ثم جامعة تمبل، وكان له دور في إنشاء رابطة العلماء الاجتماعيين، وتولى رئاسة بحلس الأمناء لمؤسسة الوقف الإسلامي بأمريكا الشمالية، ورئاسة جمعية علماء الاجتماع المسلمين، ورئاسة المعهد العالمي للفكر الإسلامي، وكان له نشاط دعوى في السجون، ويكثر من الكتابة ف الدوريات العربية والإنجليزية والفرنسية. وقد شغلته قضية «إسلامية المعرفة» حتى أصبحت حياته وهدفه، وكان بحكم كونه أستاذاً في الجامعات الأمريكية يسخّر معرفته وحبرته لخدمة هذه القضية وهذا الهدف. وكانت له آراء متميزة وفريدة، منها: ضرورة تحويل كارثة فلسطين إلى قوة دافعة للشعب الفلسطيني لكي يرتبط بالفكرة الإسلامية. وقد اغتيل، ولم يعشر على القاتل إلا بعد أن أعلن «المعهد العالمي للفكر الإسلامي» عن جائزة كبرى قدرها خمسون ألف دولار، وعندها تبيّن أن القاتل زنجي أسود بهائي اسمه جوزيف يانج، وكان يحمل سكيناً كتب عليه الرقم ١٩، وذكر أنه قتله لأنه يعلم أنه يكره الرقم «١٩»!

وقد أعلن الاتحاد الإسلامي في أمريكا الشمالية بالتعاون مع منظمة علماء الاجتماع المسلمين A.M.S.S عن إنشاء مؤسسة الفاروقي للإعانة. ومن بين ما تحدف إليه: إيجاد منح دراسية سنوية لبعض الطلبة الجامعيين، إضافة إلى التصميم على إكمال الأبحاث الفكرية التي بدأها... ومن مؤلفاته: أسلمة المعرفة: المبادئ العامة وخطة العمل (ترجمة عبدالوارث سعيد)، أطلس الحضارة الإسلامية (مع لويس لمياء الفاروقي ،ترجمة عبدالرحمن لؤلؤة)، صياغة العلوم الاجتماعية صياغة إسلامية، العلوم الطبيعية والاجتماعية من وجهة النظر الإسلامية (بالاشتراك مع عبدالله عمر نصيف، ترجمة عبدالحميد محمد الخريبي)، الأطلس التاريخي للأديان في العالم، الإسلام، في نقد النصرانية، الأصول الصهيونية في الدين اليهودي، الديانات الآسيوية الكبرى. وله مؤلفات أحرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

إسماعيل رسول (۱۳٤٧ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۲۸ - ۱۹۹۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

إسماعيل الزين = إسماعيل بن إسماعيل الزين

إسماعيل سالم [عبدالعال] (۰۰۰ - نحو ۱٤۱۵ه = ۰۰۰ - نحو ۱۹۹٤م) فقيه أزهري.

من مصر. علمت أنه توفي بالاسم الثنائي (إسماعيل سالم)، الذي صدر له به كتاب «شريعة القرآن وعقود المداينات والرهن» عن دار الهداية بالقاهرة، وصدر بالاسم الثلاثي «إسماعيل سالم عبدالعال» كتابان آخران في الفقه عن الدار نفسها، أحدهما في السنة نفسها (٢٠١١هـ)، والآخر في السنة التالية، مع كتب أخرى عن دور نشر أحرى، فلعله المقصود، وقد درَّس في جامعة أم القرى بمكة المكرمة.

من مؤلفاته الأخرى: دراسات في علوم الحديث، رخص ابن عباس ومفرداته: دراسة فقهية مقارنة، فقه العبادات الإسلامية، ابن كثير ومنهجه في التفسير، المستشرقون والقرآن.

#### إسماعيل السباعي (۱۹۸۰ - ۱۹۸۰ = ۱۹۸۰ - ۱۹۸۰م) من علماء حمص.

اقتيد من المسجد بعد صلاة الفجر، وعذّب عذاباً شديداً وهو في الثمانين من عمره، حتى استشهد، في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)(١).

#### إسماعيل السعيدي (١٣٨٤ - ١٣٦١ه = ١٩٦٤ - ٢٠١٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

إسماعيل شتات = إسماعيل إبراهيم شتات

#### إسماعيل الشحات عطية (۱۰۰۰ - ۱۱٤۲۹ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۱) البعث الإسلامي مج ۲۰ ع ۱۰ (رحب ۱٤۰۱هـ) ص ۹۸.

إسماعيل شمّوط (١٣٤٩ - ١٤٢٧ هـ = ١٩٣٠ - ٢٠٠٦م) مؤسّس الفن التشكيلي الفلسطيني.



ولد في اللدّ، بعد هزيمة ١٩٤٨م لحأ مع عائلته إلى مخيَّم اللاجئين في خان يونس، ومنه إلى القاهرة ليدرس فن الرسم والتصوير، وتابع دراسته في أكاديمية الفنون الجميلة بروما، انتقل بعدها إلى لبنان ليؤسس مع آخرين اتحاد الفنانين التشكيليين الفلسطينيين عام ١٣٨٩هـ، وتولى منصب الأمين فيه، ثم كان الأمين العام للفنانين التشكيليين العرب، ترك بيروت بعد الاجتياح اليهودي لها سنة ١٤٠٢هـ، متجهاً إلى الكويت، وغادرها بعد الاجتياح العراقي إلى ألمانيا، انتقل من ثمَّ إلى عمّان، وتوفي خلال زيارة إلى ألمانيا في جمادى الأولى، أوائل تموز (يوليو). له مئات الأعمال الفنية عن مآسى شعب فلسطين المسلم قدَّمها في معارض بعواصم عالمية، ونال بما جوائز عديدة.

من مؤلفاته: القنُّ التشكيلي في مصر، موجز تاريخ فلسطين المصور (إعداد وتصميم)(٢).

إسماعيل أبو شنب = إسماعيل حسن أبو شنب

(۲) الأهرام ع ۲۲۲۷ (۱۰ /۲/۲۷ ۱هـ)، و ع ۳۲۹۲ (۲۷/۲/۲۷ ۱هـ)، موسوعة أعلام فلسطين ۲۹۸/۱

إسماعيل شوقي (١٣٢٨ - ١٤١١ه = ١٩١٠ - ١٩٩١م) مطبعي ريادي.

من مواليد محافظة الجيزة، حاصل على الشهادة الثانوية، عمل في جريدة «المصري»، ثم انتقل إلى «دار الشعب»، وأصدر كتاب «الشعب» الذي ارتبط باسمه، واهتم بنشر كتب التراث بأسعار زهيدة. عين مديراً عاماً للمطابع بحريدة شم عاد إلى دار التحرير، وعين مستشاراً فنياً لشؤون المطابع حتى وفاته. عرف بالمعلم الأول في فن الطباعة.

من مؤلفاته: تكنولوجيا الطباعة: عربي مع التعاريف، إنجليزي، فرنسي، ألماني (بالاشتراك مع علي محمود رشوان)، العالم بين يديك وفق آخر إحصاءات دولية، الصحافة جامعة شعبية (٢٠).

إسماعيل صادق العدوي (١٣٥٣ – ١٤١٨ه = ١٩٣٤ – ١٩٩٨م) عالم واعظ، شيخ مصارع.



من قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط عصر، حفظ القرآن لكريم، وتلقى العلم على يد عدد من رجال العلم، وحصل على إجازة التدريس ثم العالمية من كلية الشريعة والقانون، عمل إماماً وخطيباً،

(٣) أعلام مصر في القرن العشرين ١٢٣.

وانتدب مديراً للدعوة والإرشاد في الإمارات، وعاد ليؤمَّ ويخطب في الجامع الأزهر، وطاف بعدد من الدول العربية والأوربية للدعوة والإرشاد، وشارك في عدد كبير من المؤتمرات، وشغل منصب نائب رئيس رابطة العالم الإسلامي لخطباء الجمعة بالمغرب، وكان عضواً بالجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضواً بمجمع الفقه الإسلامي بجدة، وشيخاً للطريقة الخلوتية، وألقى دروساً في الأزهر حول تفسير القرآن الكريم، وشرح صحيح مسلم، وألقى دروساً في مسجد مصطفى محمود حول شرح صحيح البخاري، وفي مسجد الدردير حول شرح موطأ مالك، وقدَّم أحاديث للإذاعة والتلفزيون، وكتب مقالات صحفية، ونظم في أغراض الوعظ والتوجيه، وحصل على كأس التفوق في المصارعة الرومانية، ولذلك لقب بالشيخ المصارع، كما حصل على نوط الشرف العسكري عام ١٣٩٣هـ تقديراً لدوره في العمل الدعوي، توفي يوم الأربعاء ٢٣ رمضان، ٢٢ يناير.

له أكثر من (٣٠) مؤلفاً، جمعها عنوان واحد: من كنوز العلم النافع، الذي صدر عن مكتبة الجندي بالقاهرة، وله ديوان شعر مخطوط(١).

إسماعيل صبري عبدالله (١٣٤٣ - ١٤٢٧هـ = ١٩٢٤ - ٢٠٠٦م) كاتب ومفكر اقتصادي شيوعي وزير.



(۱) معجم البابطين لشعراء العربية، شبكة روض الرياحين ۲۰۰7/۰/۲۲م.

ولد في مركز ملوي بمحافظة المنيا، حصل على الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة باريس، حاضر في جامعة الإسكندرية، عين مستشاراً للشؤون الاقتصادية والمالية بمكتب مدير معهد التخطيط القومي، وزير التخطيط القومي، وزير ورئيس الجمعية الدولية والتنمية، مدير مشروع المستقبلات العربية البديلة التابع مشروع المستقبلات العربية البديلة التابع التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة لشؤون الميئة لتنسيق أعمال الخطة الزرقاء للبحر المتوسط، مؤسس الجمعية العربية للبحوث المتوسط، مؤسس الجمعية العربية للبحوث المتصادية، عضو بحالس ولحان وبحالس عالمية عديدة.

وقد تشبّع بالفكر الاشتراكي في أوربا، وعاد إلى مصر لينخرط في الحزب الشيوعي، وتكرر سجنه مرات، ثم استعانت به الناصرية لتأسيس منهج اشتراكي في مصر! واختاره جمال عبدالناصر مديراً لمكتبه للشؤون الاقتصادية، وانسحب من وزارة التخطيط في عهد السادات لانفتاحه على الغرب، وليدخل السجن بعد اتفاقية كامب ديفد، وقد انخرط في مشروع دراسة مستقبل ديفد، وقد انخرط في مشروع دراسة مستقبل مصر بتمويل من الأمم المتحدة، ودعا إلى تحرير العقل العربي من الأفكار «السلفية محرير العقل العربي من الأفكار «السلفية بريش، ثم غدت الديمقراطية هاجسه الأساسي... مات في ١٤ شوال، ٢ تشرين الثاني (نوفمبر).

له (٤١) كتابًا، منها: الاقتصاد المصري في ربع قرن ١٩٥٢ – ١٩٧٧م (تحرير مع آخرين)، التعاون الاقتصادي العربي بين القطرية والعولمة (مع آخرين)، التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في الفكر التنموي الحديث (مع آخرين – تحرير)، الخيارات الاقتصادية العربية في عالم متغير ومتحدد (حوار معه)، دراسات في الحركة

التقدمية العربية (مع آخرين)، في التنمية العربية، في مواجهة إسرائيل، الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي (مع آخرين)، مصر من الثورة إلى الردة، مسؤولية المفكر العربي: زاد قضية الطفولة (مع آخرين)، ومؤلفات أخرى له أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

إسماعيل طه نجم (۲۰۰۰ - ۲۲۲۱ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

إسماعيل بن عبدالكريم الخوئيني ( ١٣٥٦ - ١٩٣١ هـ ١٩٣٧ - ١٩٥٥) عالم وسياسي شيعي مجتهد مناهض. عرف بإسماعيل آل إسحاق.



ولد في مدينة زنجان بإيران، وانتقل مع والده إلى قرية خوئين، ثم إلى قم ليكمل المقدمات والسطوح عند والده وبقية الشيوخ، وقضى ثلاث سنوات عند مشاهيرهم بالنجف، ورجع إلى قم ليحضر دروس الخميني والبروجردي ومنتظري، وأقام (٢) الموسوعة القومية ص ٢٦، كتابه «وحدة الأمة»،

موسوعة أعلام الفكر العربي ص٥٩.

في طهران، وتخرَّج في كلية الإلهيات، وأسس مؤسسة رفاه طلاب العلوم الدينية بقم، لكن مخابرات الشاه أغلقوها، مُنع من التدريس، وبعد ثورة الخميني كثف نشاطه، ورشح نفسه لرئاسة الجمهورية بطلب من مؤیدیه، عندما ترشح محمد علی رجائی نفسه للمنصب ذاته، ولكن رجال الحكم لم يسمحوا له، كما رشح نفسه للاشتراك في محلس الخبراء لانتخاب القائد (المكون من ۱۲ شخصاً) فرفضوا طلبه، تعرّض لابتلاءات بسبب تمشكه بآرائه التي تخالف الغلو والخرافة، وكان الخميني قد وجه رسالة إلى جورباتشوف، وفيها أخطاء عقدية، فنقدها نقداً لاذعاً، وأرسلها إلى الخميني باسم «مركز حماة القدس للتحقيقات الإسلامية»، وكان مسؤولاً عنه، وذكر له أن رسالته إلى جورباتشوف كلها فلسفة وعرفان، الذي قدِّم على أنه هو الإسلام، وأنه نفسه وحدة الوجود، وأنه لم يذكر فيها أياً من حقائق القرآن وأدلته، بل أحاله إلى كتب ابن سينا وكتب السهروردي وابن عربي، معتقدي وحدة الوجود... وطلب منه أن يفسح الجال للمحققين والعارفين بالإسلام ليقوموا ببيان حقائق الإسلام في وسائل الإعلام بدلاً من الفلسفة والعرفان، حتى يعرف الناس في كل العالم حقيقة الإسلام. وبعد نشر رسالته قُبض عليه وسُجن، وحُكم عليه بالإعدام، بعد سبعة أشهر من الضرب والشتم والتعذيب، وليقرَّ بدنب لم يفعله، وفي الأيام الأخيرة مرض الخميني فأخر إعدامه، ونقل إلى سجن آخر، وعُزل من مناصبه، وأجبر على التسليم، ولكنه ثبت وصبر على الرغم من إصابته بمرض القلب، فأفرج عنه، وهدّد بأنه إذا زاول أي عمل ثقافي فستدبر له حادثة اغتيال.

يقول في آخر رسالة كتبها: في اليوم الذي أرادوا أن يعدموني ولفقوا لإعدامي تحماً،

وفتحوا ملفات فقط لأجل رسالة (وجهتها إلى الخميني)، توفي الخميني فشاء الله أن أبقى حياً (سوف تنشر تلك الرسالة)، ووُفقت أن أسجل كلماتي في الحوِّ الضيق في غرفة مغلقة في (السجن الخاص للعلماء)، وبان كان عملاؤهم قد سرقوا ثلاثة آلاف صفحة من تحقيقاتي وعوها، وألفي مجلد (آفات شناخت) و(أشكال شناخت) ورأشكال شناخت) من المكتبات والمعارض في العالم، جمعوها وعوها، وفي مثل هذه الظروف الخانقة في وعوها، وفي مثل هذه الظروف الخانقة في إيران لا يمكنني عمل شيء غير كتابة تلك الحقائق. ومات في ٩ رجب.

مؤلفاته: كتب مطبوعة: البحث في المذاهب والأديان، تبيين الإسلام (معرفة الله في نظر الأنبياء (٢٠ مقالاً)، الإيمان والإنسان (٣٠ مقالاً)، منطقنا (آفات المعرفة) (٣٥ مقالاً).

كتب لم تطبع بعد: موانع المعرفة (٤٠ مقالاً)، الأكاذيب الكبيرة: الموجود ووحدة الموجود، الأكاذيب الكبيرة: روح تكامل الدارويني، الأكاذيب الكبيرة: روح الفلسفي المحرد، (الحسين) وليس يا حسين ووا حسين، (علي) هو علي وليس يا علي، أنواع الشرك وأقسامه، البدع في الدين (منظوم)، حواب عن الأسئلة الدينية، الإسلامية.

وقام بتأليف عمل كبير في القرآن الكريم، ونظمه في ثمانية أقسام(١).

### إسماعيل العتباني = إسماعيل أحمد العتباني

إسماعيل بن عثمان بن زين = إسماعيل بن إسماعيل الزين

إسماعيل عثمان عبدالله (١٣٥٧ - ١٤٠٩ = ١٩٣٨ - ١٩٨٩م) عالم مشارك.



ولد بقرية دوكركه (التلَّين) التابعة لمنطقة المالكية بسورية. تعلم في الكتاب بقرية رميلان الشيخ ومرجة، درس العلوم الشرعية واللغة العربية والبلاغة وعلم الأصول على طريقة علماء الأكراد، ومن أساتذته الملا عبدالوهاب البوطى المرجى، ومحمد نوري ابن الشيخ رشيد، وحصل على إجازة شرعية من الأخير. ثم ذهب إلى دمشق ودرس في معهد التوجيه الإسلامي، وتخرّج منها عام ١٣٨٣هـ، وحصل على شهادة الدراسة الثانوية الشرعية، والتحق بجامعة دمشق في العام نفسه بكلية الشريعة وتخرّج منها عام ١٣٨٩ه. عيّن مدرساً لمادة التربية الإسلامية في المالكية، وإماماً وخطيباً في جامعها الكبير، وكان يلقى فيها الدروس الدينية، وعين رئيساً لشعبة الأوقاف بها. كان محبوباً لأهل المنطقة، يتولى إفتاءها، ويقوم بإصلاح ذات البين بين العائلات والعشائر عند حدوثها، عفيفاً كريماً. توفي ق ١٥ رمضان، الموافق ٢٠ نيسان(٢).

إسماعيل عدرة = إسماعيل خضير عدرة

(١) موقع صحوة الشيعة (١٤٣٠هـ): التحولات العقدية المجمودة في صفوف الإمامية ٢٩٩/٢.

(٢) ترجمته مقدمة من ابنه عاصم وفقه الله.

إسماعيل بن علي الأكوع (١٣٣٨ - ١٤٢٩ه = ١٩٢٠ - ٢٠٠٨م) محقّق مصنف، سياسي ثقافي، إعلامي وزير.



ولد في مدينة ذمار باليمن، ودرس على كبار علمائها، كما درس في رباط الغيثي على يد أحيه محمد، وفي معهد الخزر بمدينة إب، التحق بتنظيم الأحرار في سن مبكرة من عمره، وسُجن مرتين بأمر من الإمام يحيى بن محمد بن حميد الدين، وإثر الإفراج عنه آثر البقاء في عدن بعيداً عن محال نفوذه، وتابع نشاطه من خلال الاتحاد اليمني الذي أنشئ ليحا محل الجمعية اليمانية الكبرى، وشارك في نشر التعليم والوعى من خلال نحج الأحرار، وساعد في إرسال طلاب إلى مصر للدراسة، ولحق هو بالزبيري في مصر، وواصل نشاطه السياسي معه، وقد وصل إليها كذلك أحمد محمد نعمان، لكن نشب الخلاف بينهم فتركهم، وذهب إلى دمشق للإشراف على الطلاب اليمانيين هناك، وعاد إلى مصر بعد سنتين، ومنها إلى الحج، وضاقت أمامه سبل الحياة في مصر، فعاد بمفرده إلى اليمن، لكن الإمام أحمد ألزمه بالسفر إلى موسكو لفتح مفوضية لليمن فيهاه وبقي هناك حتى قامت ثورة سنة ١٩٦٢م، فعين قائماً بالأعمال في موسكو، ثم وزيراً مفوضاً، وتدرَّج في المناصب السياسية حتى صار سفيراً متجولاً، فنائباً لوزير الخارجية، ولما ساءت الأحوال باليمن عاد إلى مصر،

وسحب جمال عبدالناصر جيشه من اليمن إثر هزيمة ١٩٦٧م، واختير عبدالرحمن الإربابي رئيساً للمجلس الجمهوري، فعاد صاحب الترجمة إلى اليمن، وأسند إليه حينئذ منصب وزير الإعلام في وزارة الفريق حسن العمرى، ولما استقالت الوزارة اعتذر عن العمل السياسي، فتولى رئاسة الهيئة العامة للآثار ودور الكتب منذ تأسيسها سنة ١٣٨٩ه حتى سنة ١٤١١ه، فانقطع للعلم بذلك، وقد حضر عدداً كثيراً من المؤتمرات والندوات العربية والدولية، وزار الأقطار العربية كلها، وأقطاراً إسلامية، وخاصة تركيا، للاستفادة من المخطوطات اليمانية في خزائنها هناك، وكان عضو بحامع لغوية عربية، وعضواً في المحمع العلمي الهندي، ومعهد الآثار الألماني، ولجان استشارية مهتمة بالتراث الإسلامي، ومات يوم الثلاثاء ٢١ شوال، ٢١ تشرين الأول (أكتوبر).

ومماكتب فيه:

القاضي إسماعيل بن على الأكوع: شيوخه وإجازاته العلمية ومؤلفاته/ عبدالرحمن عبدالقادر المعلمي.

في وداع شيخ المؤرخين ذاكرة اليمن القاضي العلامة إسماعيل بن على الأكوع جمع وإعداد كمال بن محمد الريامي.

مؤلفاته: الأمثال اليمانية (٢مج)، تاريخ أعلام آل الأكوع، المدارس الإسلامية في اليمن، هجر العلم ومعاقله في اليمن (٤مج)، ثم مستدرك عليه في مجلد، الإمام محمد بن إبراهيم الوزير وكتابه العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، نشوان بن سعيد الحميري والصراع الفكري والمذهبي في عصره، مجموع بلدان اللمكري والمذهبي في عصره، مجموع بلدان اليمن وقبائلها للحجري (تحقيق في ٢مج)، البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي مستخرجة من كتابه معجم البلدان محققة ومبين مواضعها، أعراف وتقاليد حكام

اليمن في العصر الإسلامي ومباهج العيدين في اليمن بين الماضي والحاضر، أثمة العلم المجتهدون في اليمن، الدولة الرسولية في اليمن ٢٢٦ - ٨٥٨ه، الزيدية: نشأتما ومعتقداتما، مخاليف اليمن، المخطوطات العربية في اليمن: واقعها ومستقبلها(١).

إسماعيل العماري (١٣٦٠ - ١٩٤١ = ١٩٤١ - ٢٠٠٧م) رجل استخبارات ثري، علماني مناوئ للإسلام.



ولادته ببني سليمان في ولاية المدية بالجزائر. عمل سائق أجرة، وترك الثانوية للانضمام إلى جيش التحرير الوطني خلال حرب الاستقلال، ثم قضى معظم حياته المهنية في مختلف أجهزة الاستخبارات، منها رئاسته لمصلحة مكافحة التحسس. وكان واحدًا من الجنرالات الذين ألزموا الشاذلي بن جديد على الاستقالة، وألغوا الانتخابات التشريعية التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وصار مسؤولًا عن العمليات السرية لتصفية المقاتلين الإسلاميين، وشغل السية لتصفية المقاتلين الإسلاميين، وشغل عدد من الضباط قوله: أنا على استعداد على ثلاثة ملايين من الجزائريين إذا لزم الأمر للحفاظ على النظام المهدد

(۱) ترجمته من آخر كتابه، هجر العلم حدة ص ٢٣٨٧، موسوعة الأعلام للشميري، وصورته من موقع التغيير ٢٢٠٠٨/١٠/٢٢م.

من قبل الإسلاميين. وقضى على النواة الأولى للجماعة الإسلامية المسلحة (الملياني وصديقيه)، وكان مقربًا من شخصيات فرنسية مسؤولة، وبفضل علاقاته مع رجال الأعمال الفرنسيين ورجال الضغط لصالح الاستثمار في الجزائر تمكن من تكوين ثروة هائلة بلغت أكثر من (٤٥) مليون دولار، كما أفادت الحركة الجزائرية للضباط الأحرار. ومات يوم ١٥ شعبان، ٢٨ أغسطس (١).

إسماعيل عيسى بكر (١٣٨٥ - ١٤١٦ه = ١٩٦٥ - ١٩٩٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

إسماعيل فاضليتش (١٣٢٧ - ١٤٠٥ه = ١٩٠٩ - ١٩٨٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

إسماعيل فتاح الترك (١٣٥٣ - ١٤٢٥ه = ١٩٣٤ - ٢٠٠٤م) نحاث، فنان تشكيلي.



ولد في البصرة، حصل على الدبلوم العالي من أكاديمية الفنون الجميلة للنحت بروما، ودبلوم فن السيراميك من معهد سان جاكومود ومعهد روما، درَّس في أكاديمية الفنون ببغداد، أقام عدداً من المعارض في إيطاليا وعدد من الدول العربية. صاحب

(۱) الموسوعة الحرة ۲۰۱۱/۶/۲م، أخيار الجزائر ۲۲/۰۱/۸۰ م.

إنحاز عالمي وهو «نصب الشهيد». ومن أعماله المشهورة نصب برونزية للشعراء أي نواس وعبدالمحسن الكاظمي والرصافي، تغرّب، وتوفي بعد وصوله بساعة قادماً من أبو ظبي إلى بغداد، التي غاب عنها طويلاً، وكانت بلاده، ما تزال تحت قبضة الأمريكيين أو أعوانهم(").

إسماعيل فهمي (١٣٤١ - ١٤١٨ هـ = ١٩٢٢ - ١٩٩٧م) دبلوماسي وزير.



ولد في القاهرة، حصل على إجازة في الحقوق من جامعتها، التحق بوزارة الخارجية، ممثل مصر الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية بوزارة الخارجية، وزير السياحة، وزير الخارجية بين ١٣٩٣هـ - ١٣٩٦هـ، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية من ١٣٩٦هـ - ١٣٩٧هـ، حيث قدم استقالته احتجاجاً على زيادة السادات للكيان الصهيوني عام ١٣٩٧هـ، انتخب نائب الرئيس ثم رئيس للجنة الدولية (لجنة السياسة والأمن في الدورة (٢٢) للجمعية العمومية للأمم المتحدة)، مثّل مصر في العديد من الاجتماعات واللجان والمؤتمرات

(٢) الحياة ٥/٦/٥ ١٤٢٥ هـ، الوطن (السعودية) ١٦/٥-٢٦ هـ، موسوعة أعلام العراق ١/٨١، الفيصل ع ٣٣٧ ص١٣٠٠.

بحصر والخارج. مات في ٢١ رجب، ٢١ نوفمبر<sup>(٢)</sup>.

ومن عناوين كتبه: التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط.

إسماعيل كامل العشي (١٣٢٠ - ١٤١٥ه = ١٩٠٢ - ١٩٩٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

إسماعيل كمال الدين بن عبده إسماعيل (١٣٥٢ - ١٤٣٢ه = ١٩٣٤ - ٢٠١١م) مهندس كيميائي.

من مواليد محافظة الدقهلية بمصر، حصل على دكتوراه فلسفة في تكنولوجيا الوقود من جامعة شيفلد بإنجلترا عام ١٣٧٧هـ من جامعة شيفلد بإنجلترا عام ١٣٧٧هـ مصر للغزل والنسيج، فأستاذًا باحقًا بالمركز القومي للبحوث، فمديرًا لمعهد بحوث البترول، وهو الذي أنشأ المعهد، وكؤن بحال بحوث البترول. حضر ورأس العديد من المدارس العلمية البحثية في بحال بحوث البترول. حضر ورأس العديد من الوفود المصرية في مؤتمرات علمية في مجال البترول والكيماويات في الدول العربية وأمريكا وأوربا، وكان عضوًا في لجان وبحالس عديدة، ومستشارًا للإدارة البترولية بجامعة الدول العربية مستشارًا للإدارة البترولية بجامعة الدول العربية مستشارًا للإدارة البترولية بجامعة الدول العربية مستشارًا للإدارة البترولية بجامعة الدول العربية . أبريل.

له أكثر من (٧٠) بحثًا في الدوريات والمؤتمرات العلمية في مجالات تقويم الخامات والمقوطرات البترولية، والتركيز بالمذيبات، وعلميات الحردجة، والتكسير الميدروجيني، وإنتاج الإضافات البترولية والكيميائية ومركبات الكبريت

 (٣) الموسوعة السياسية والعسكرية ٣٩٣/١، الموسوعة القومية ص ٢٧، موسوعة أعلام مصر ص ١٢٥، التذكرة ٧/٧٥٠.

والأزمرة.

ومما وقفت له على عناوين: تقرير عن صناعة البتروكيماويات(١).

إسماعيل كيلاني أحمد (١٣٧١ - ١٤٠٣ هـ = ١٩٥١ - ١٩٨٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

إسماعيل محرز إسماعيل فهمي (١٣٢٥ - ١٩٠٧ ه = ١٩٠٧ - ١٩٨٣م) جرّاح عالمي.



ولد في طنطا، تخرّج في كلية الطب بالقصر العيني، حصل في لندن على درجة الزمالة في الجراحة، وعاد ليعمل أستاذاً في الطب، وكان محاضراً فذاً، يتمتع بقدرة فاثقة على تبسيط العلوم، رأس أقسام الجراحة، وارتبط اسمه بآلاف العمليات الجراحية في قصر العيني، وأجرى العديد من العمليات الدقيقة لبعض الملوك والرؤساء العرب، بعد أن لفت أنظار الأوساط الطبية إليه في أعقاب قيامه بإجراء عملية جراحية للملك فاروق عندما تعرض لمحاولة اغتيال عام ١٩٤٩ وهو في طريقه من القاهرة إلى القصاصين، وعملية أخرى لمرافقه. تتلمذ عليه أطباء كبار، وافته المنية في الأول من شوال، ١١ تموز (يوليو)، على ظهر الباخرة التي كانت تقله إلى إيطاليا لقضاء إجازته (١) للوسوعة القومية للشخصيات المصرية ص١٨٠.

السنوية في سويسرا (٢).

إسماعيل محمد إسماعيل (۱۳۲۱ - ۱۲۲۸ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۸م) رياضي.

من بغداد. تخرَّج في معهد اللياقة البدنية، ودرَّس الرياضة، وأسهم في تأسيس الاتحاد العراقى لكرة القدم وترأسه. كما عمل في اللجنة الأولمبية العراقية، وفي الملحق الثقافي بلندن وبيروت، وأصبح وكيلًا لوزارة الشباب والرياضة. درَّب الكثير، واكتشف مواهب، وكان أول مدرّب يقود المنتخب الوطني العراقي في بطولة رسمية، كما نال شهادة تدريبية في محال التحكيم من بريطانيا، ومارسه، وكان أول معلق رياضي في إذاعة وتلفزيون العراق، ومن أوائل من تصدُّوا لمهمة التوثيق الرياضي في العراق، من خلال السجلات والوثائق التي كان يحتفظ بما، وقد استفاد منه الصحفيون ومؤرِّخو الرياضة كثيرًا في هذا. توفي يوم ٢٨ ذي الحجة، ٢ كانون الثاني.

صدر له الجزء الأول من كتاب (التاريخ المصور لكرة القدم العراقية ١٩١٤ - ١٩٤٥).

إسماعيل بن محمد الأنصاري (۱۳٤٠ - ۱۹۲۷ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۹۷م)

عالم سلفي، باحث قدير، محقق بحيد. ولد في صحراء إفريقيا من أسرة معروفة بالعلم، ونشأ نشأة صالحة، درس العلوم الشرعية على العلماء من أقاربه وغيرهم، وحفظ القرآن الكريم حفظاً متقناً، انتقل من بلاده (مالي) إلى مكة المكرمة، وهناك درًس في المدرسة الصولتية، وفي الحرم المكي،

 (٣) للوسوعة الحرة ١١/٤/١ ، ٢م، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٢٤٩/١.

ثم في المعهد العلمي بالرياض، وفي مسجد مفتي السعودية محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ثم في معهد إمام الدعوة، نقل إلى دار الإفتاء ليكون باحثاً فيها ومعداً للبحوث ومحضراً للمسائل العلمية، وله تلامذة كثيرون، مثل عبدالله بن جرين وعبدالعزيز السدحان. توفي فجر يوم الجمعة ١٦ ذي القعدة.

المرافع المرا

هدية () خطية مهنيز محد نامرمهرب الألبائرست أسمليو محد بلاغاري . عد بلاغاري . العاعيلالاتعاري

إسماعيل الأنصاري (خطه، ثم خطه وتوقيعه)

وثماكتب فيه وفي مؤلفاته:

فتح الباري في اللب عن الألباني والرد على إسماعيل الأنصاري/ سمير أمين الزهيري.. الرياض: دار الهجرة، ١٤١٠هـ، ١٠٣٠ ص. هدي الساري إلى أسانيد الشيخ إسماعيل الأنصاري/ عبدالعزيز فيصل الراجحي.. الرياض: مكتبة الرشد، ١٤٢٢هـ، ٨٥٠ الرياض.

ومن عناوين مؤلفاته: إباحة التحلي

<sup>(</sup>٢) الجمهورية ع ١٢٢٦٥ (٢/١٢/٧)، حدث في مثل هذا اليوم ١/٧١٠.

بالذهب المحلِّق للنساء والرد على الألباني في تحريمه، أخلاق العلماء للآجري (تصحيح وتعليق)، الإرشاد في القطع بقبول الآحاد، أصول الإيمان لمحمد بن عبدالوهاب (تحقيق بالاشتراك مع عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ)، الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية للبزّار (تحقيق)، الإلمام بشرح عمدة الأحكام، الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: من مسائل الإمام أحمد بن حنبل للخلال (تعليق)، الأنوار الرحمانية إلى هداية الفرقة التيجانية لعبدالرحمن بن يوسف الإفريقي (تعليق)، براءة الذمة في نصح الملوك والأئمة لعبدالله بن محمد المنصور (تعليق)، التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثاً النووية، تصحيح حديث صلاة التزاويح عشرين ركعة والرد على الألباني في تضعيفه، تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للصنعابي (تعليق). وله غير هذه الكتب التي أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

إسماعيل محمد البنهاوي (۱۰۰۰ - ۱۹۲۲ه = ۱۰۰۰ - ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

إسماعيل بن محمد الخطيب (۱۹۰۰ - ۱۹۸۵ = ۰۰۰ - ۱۹۸۰م)

داعية شهيد.

من غزّة، عمل أستاذاً في كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية، واشتهر بمواقفه الصادقة في الدفاع عن الإسلام، وملازمته الشيخ أحمد ياسين، بذل جهداً كبيراً في الدفاع عن إسلامية الجامعة الإسلامية، وعدم عن إسلامية الجامعة الإسلامية، وعدم

(۱) من أعلامنا ٢٧/١، موسوعة أسبار ٢٩٩/١ البيان ع ١١٥ (ربيع الأول ٤١٨١هـ)، هذي الساري إلى أسانيد الشيخ إسماعيل الأنصاري/ عبدالعزيز بن فيصل الراجحي، معجم المعاجم والمشيخات ٢٧/١، ٩٩/٢، حصول التهاني ٢٤٢/٣.

السماح للعلمانيين بالسيطرة عليها، مما أوغر صدورهم عليه، فاغتالوه وهو يؤدي واحبه العلمي وسط ظروف القهر والحرمان والابتلاء التي يعيشها المجاهدون، وقد خرج في جنازته عشرات الألوف، واعتبرت أكبر حنازة في ذلك الوقت، مما أسقط في أيدي العلمانيين الذين أمروا بقتله واتحموه بالخيانة والعمالة، ثم تراجعوا عن ذلك واعتبروه بطلاً قومياً (")!

إسماعيل محمد الخطيب (۲۰۰۰ - ۱٤۲٥ هـ = ۲۰۰۰ م)

داعية بحاهد.



من لبنان. ذُكر أنه كان يرسل المجاهدين من لبنان إلى العراق لقتال الأمريكيين هناك، الهم بتشكيل شبكة تابعة لتنظيم القاعدة في لبنان، فسُحن، ومات في السحن يوم ١٣ شعبان، ٢٨ أيلول، وقام المسلمون عظاهرات حاشدة ضدًّ الدولة بسبب ظروف وفاته الغامضة في السحن (٣).

إسماعيل بن محمد زرقون (۱۰۰۰ - ۱٤۳۲ه = ۲۰۰۱ (۲۰۱۱) (تكملة معجم المؤلفين)

(٧) أعلام الحدى في بالاد المسجد الأقصى ١٩٥٤/،
 (٢) أعلام الحدى في بالاد المسجد الأقصى ١٩٥٠/،
 (٤) ١٩٠٢ (١٩٤٠) ص ١٦. ويلاحظ: وفي كتاب «حدث في مثل هذا اليوم» ١٩١١: أنه اغتيل بتاريخ ١٩٨٤//١٧،
 (٦) الشرق الأوسط ع ٢٣٦٤ (١٩/٥/١٤) الأهرام ع ٢٠٣١ (١٩/٥/١٤).

إسماعيل محمد عرفان (۱۰۰۰ – ۱٤۲۱هـ = ۱۰۰۰ – ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

إسماعيل محمد الوريث (۱۳۷۲ - ۱۹۲۱ه = ۱۹۵۲ - ۲۰۱۳م) أديب شاعر.



من مواليد مدينة ذمار باليمن. نال إجازة في آداب اللغة العربية من كلية الآداب بجامعة صنعاء، ودبلوماً عالياً من كلية الإعلام، عمل مديراً لإدارة البرامج في إذاعة صنعاء، ومديراً عاماً للثقافة بوزارة الإعلام، ثم مديراً عاماً للفنون بها، وأسَّس خلالها فرقة المسرح اليمني، والمعهد الموسيقي التابع لوزارة الإعلام، وانتقل إلى ذمار، ليصبح فيها مديراً للإعلام والثقافة، ومديراً عاماً للمكتبات في مركز الدراسات والبحوث بصنعاء، وأميناً عاماً لاتحاد الأدباء والكتاب لدورتين. عضو مؤسس لنقابة الصحفيين، كتب في صحف ومحلات عنية وعربية أحرى، وكان عضواً في الحزب الاشتراكي اليمني (الشيوعي)، ثم تخلَّي عن العمل السياسي، وكان له عمود أسبوعي في صحيفة «الثوري» الناطقة باسم الحزب، وبعد وفاته نعاه «الحزب الاشتراكي» ووصفه بدالرفيق النادر»، وكتب دراسات إعلامية ونظم الشعر. توفي يوم الأحد ٢٥ شوال، الأول من شهر أيلول (سبتمبر).

سواي لعبر الند سه وبلب وغرب بي غاب الدناء أيمل المند الدين المسلم المنافقة والمنافقة والمناف

إسماعيل الوريث (خطه)

دواوینه: الحضور فی أبجدیة الدم، لیلة باردة، مرثاة عدو الشمس، عذابات یوسف بن محمد، رماد العشق، قوافی الجمر، وشاح التحریر، قصائد فلسطینیة، ورد ینبهه الندی (خ)، بعد رحلة صید إلی موسی بن نصیر. وصدرت أعماله الشعریة الکاملة.

غير ذلك: رواد التنوير في مدرسة الحكمة اليمانية، فوح الياسمين: محطات من السيرة الذاتية وقراءات في الكتب والناس، واقع الإعلام اليمني ١٨٧٢-١٩٩٢م، شعراء أحبه مر١١.

إسماعيل مصطفى رشدي (۲۰۰۰ – ۱٤۲۸ هـ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

إسماعيل منصور النقيب (١٣٥٦ - ١٤٣٣ه = ١٩٣٧ - ٢٠١٢م) كاتب صحفى روائي.



(۱) معجم البابطين ۲۹۸/۱، موسوعة الألقاب اليمنية
 (۲۷/۷) الجزيرة نت ۱۶۳۲/۱۰/۲۷هـ.

من مواليد «القنايات» محافظة الشرقية في مصر. نشأ في بيئة فلاحية. تخرّج في قسم الصحافة بجامعة القاهرة، التحق بجريدة (أخبار اليوم)، وترقى فيها إلى أن تولّى رئاسة القسم العربي والدبلوماسي بحا، فنائبًا

لرئيس التحرير، وقد سافر من خلال عمله إلى جميع دول العالم عدا أستراليا، وذكر أنه حضر «كلّ المؤتمرات الدولية ومؤتمرات القصم العربية والإسلامية والإفريقية وعدم الانحياز في كلّ العواصم، متابعًا للقضايا العربية»، وكتب «يوميات الأخبار» قبل أن يكمل الثلاثين من عمره، وكتب افتتاحيات الجريدة ومقالها السياسي، وذكر أن أقرب الأصدقاء إليه (عبده مباشر) نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، عضو في نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، عضو في والتلفزيون، ألقى محاضرات في الإعلام والسياسة بالجامعات المصرية، نُعي في آ والسياسة بالجامعات المصرية، نُعي في آ شوال ، ٢٤ أغسطس.

من عناوين كتبه: في شارع الأيام، الحب والكلمات، إلى مجهولة العنوان، قراءة الأشواق في عيون العشاق، مع الظرفاء، كلام والسلام، ليالي قصر الكلاملك، صدام وسماسرة الكلام، رواية الحبّ في الزمن الخطأ، غشيم في دنيا الحريم (قصص)، خواطر بلا ترتيب لابن النقيب، الدين والعلم والحبّ التقوا بميعاد هناك. وكتب أخرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(1).

إسماعيل النقيب = إسماعيل منصور النقيب

إسماعيل الهادفي (١٣٣٦ - ١٤١٤ه؟= ١٩١٧ - ١٩٩٤م) عالم متصوف.



ولد في مدينة توزر بتونس. نال شهادة التحصيل العالمية من الجامعة الزيتونية. التقى بالشيخ محمد المداني وسلك على يديه طريق التصوف. نشر الطريقة المدانية العلاوية وتولَّى مشيختها بعد وفاة شيخه المذكور، وانتشرت في بلاد الجريد والعاصمة والوسط الغربي والقيروان والساحل، وكتب مقالات، وألقى قصائد في مجالس ولقاءات كان يعقدها غالباً في زاويته بتوزر.

وله مؤلفات صوفية، مثل: شجرة الأكوان (حول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم)، مرآة الذاكرين في مناجاة ربّ العالمين. وله مجموعة قصائد<sup>(٢)</sup>.

إسماعيل الوريث = إسماعيل محمد الوريث

إسماعيل بن يحيى (١٠٠٠ – ١٩٨١م)

عالم مفسّر. اسمه التايلندي: توان سوانا سات.

تلقى العلوم الإسلامية والعربية في مكة المكرمة مدة طويلة، عاد إلى تايلاند وأسس مدرسة إسلامية، عين في منصب شيخ الإسلام (المستشار الديني للمسلمين).

(٣) للوسوعة التونسية، ١٩/٢.

(٢) من مقابلة أجريت معه يوم الأحد ٩ أغسطس ١٩٩٨

ونشرت في بحلة (صوت الشرقية).

من أعماله العظيمة والمقبولة ترجمته لمعاني القرآن الكريم إلى التايلندية(١).

إسماعين العماري = محمد العماري

الأسمر بن خلف الجويعان (1071 - 7+314 = 7711 - 71114) (تكملة معجم المؤلفين)

أسمى رزق طوبي (TTTI - T.31a = 0. PI - TAP14) أديبة شاعرة.

ولدت في مدينة الناصرة بفلسطين، وفي المدرسة الإنحليزية تلقّت تعليمها، مما ساعدها على إتقان اللغتين الإنحليزية واليونانية إلى جانب اللغة العربية. وكان لنشأتها في بيئة أدبية أثر في ملكتها الثقافية، فبدأت الكتابة - شعراً ونثراً - وهي في الرابعة عشرة من عمرها، ونشرت نتاجها الأدبى في جريدة «فلسطين» قبل النكبة. وكانت رئيسة الاتحاد النسائي العربي في عكا في أواخر عهد الانتداب البريطاني على فلسطين، وألقت أحاديث من محطة الإذاعة الفلسطينية «هنا القدس»، ومحطة «الشرق الأدبي للإذاعة العربية الإنحليزية» بیافا، وفی عام ۱۹۶۸م بدأت تذیع أحاديثها من إذاعة «بيروت» بعد نزوحها من فلسطين، وكتبت الصفحة النسائية في جريدة «كل شيء»، ونشرت نتاجها الأدبي في مجلة «الأحد» الدمشقية، ومجلة «الأديب» البيروتية.

من كتبها: ديوان حتى الكبير، وعدد من المسرحيات: أصل شجرة الميلاد، صبر وفرج، نساء وأسرار.

وفي البحث والدراسة صدر لها: عبير وبحد

(١) الأخطاء العقدية في الترجمات التايلندية لمعاني القرآن الكريم/ عبدالله بن مصطفى نومسوك ص١٦٠.

(في الصوت النسائي الفلسطيني)، نفحات عطر، أحاديث من القلب. وترجمت كتباً من الإنجليزية ذكرتما في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

أشرف عارف كبارة  $(7/7' - P \cdot 2 / a = APA / - AAP / a)$ (تكملة معجم المؤلفين)

الإسلامي في شبه القارة الهندية الباكستانية

(ترجمة هلال أحمد زبيري)، سيرة ميلاد أمة

(ترجمة خليل جواد)(١).

أشرف عبدالفتاح الطويل ( . . . - 17314 = . . . - 0 . . . . . ) (تكملة معجم المؤلفين)

أشرف عبداللطيف غبريال (3371 - 1731a = 0781 - 0 . . Ya) دېلوماسي.



ولد في محافظة الإسكندرية، حصل على الدكتوراه من جامعة هارفارد، عمل في السلك الدبلوماسي أكثر من (٤٠) عاماً، رئيس بعثة رعاية المصالح المصرية بواشنطن بعد حرب ١٩٦٧م، نائب مستشار الأمن القومي عام ١٣٩٢هـ، المستشار الصحفي للرئيس أنور السادات خلال حرب رمضان، عضو الوفد المصري في مفاوضات كامب ديفد، وصف بأنه مهندس العلاقات المصرية والأمريكية. بعد إحالته إلى المعاش عمل خبيراً اقتصادياً وأستاذاً بكرسي

(٣) البعث الإسلامي (جمادي الأخرة ١٤٠١هـ) ص٩٩. وصورته من موقع تاريخ الكويت.

اشتياق حسين قريشي ( · · · - / · 2 / a = · · · - / \ / P / a) من كبار رجال العلم والثقافة في شبه القارة

أحرز شهادة الدكتوراه في التاريخ، ثم عكف على التعليم والبحث العلمي، انتقل إلى باكستان بعد ظهورها، خرَّج تلاميذ وعلماء، وأصدر بحوثاً ومؤلفات، وذاع صيته بما في البلاد وخارجها، شغل مناصب كبيرة، منها رئاسة الجامعات، ووزارة التعليم. وكان اسمه عنواناً للسمة العلمية البارزة بين رجال العلم والثقافة، انتفعت به البلاد في خدمة قضاياها العلمية، صاحب عقيدة وفكرة هادفة في السياسية والاجتماع، وعاطفة إسلامية وصفات إنسانية كريمة، ويتكلم العربية ويخطب بماء وقد حضر عدد كبير في تشييع جنازته بينهم رئيس باكستان، وكانت وفاته في ١٧ ربيع الأول، ٢٢ كانون الثاني (يناير).

ومن مؤلفاته التي ترجمت إلى العربية: المحتمع (٢) الأدب والأدباء والكتاب للعاصرون في الأردن ص١١٧، موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين ص ٤٦٧ الفيصل ع ٢٠٦ (شعبان ١٤١٤هـ) ص ١١٥٥ ديوان الشعر العربي ١/٣٤٩ (ووردت وفاتحا فيه سنة ١٤١٢هـ، ١٩٩١م، بخلاف المصادر السابقة المتفقة على سنة وفاتما المثبتة).

فولبرايت بجامعة جورج تاون في أمريكا. وله مقالات في مجلة القانون الدولي. توفي يوم الثلاثاء ٢٧ شوال، ٢٩ نوفمبر(١).

أشرف علي سيدو الكردي (١٣٥٧ - ١٤٣٣ هـ = ١٩٣٧ - ٢٠١٢م) طبيب أعصاب مشهور.



من مواليد مدينة عمّان. حصل على شهادة الطبّ من جامعة بغداد، والزمالة البريطانية، والاختصاص في الأمراض العصبية، وأعلى شهادة شرف بالطب من بريطانيا، ثم عمل في الخدمات الطبية بالأردن، وأسَّس مع زملائه أول وحدة لأمراض الدماغ والأعصاب في الخدمات الطبية الملكية، وعمل أستاذًا سريريًا في كلية الطبّ بالجامعة الأردنية، ومحاضرًا زائرًا في جامعة هارفارد الأمريكية، وكان الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب للعلوم العصبية، ونائبًا للرئيس العام للاتحاد العام لأطباء العلوم العصبية، وأول رئيس للجمعية الأردنية لأطباء العلوم العصبية، وعضوًا في الكثير من الجامعات الطبية والاجتماعية الحلية والدولية، وعضوًا في مجلس الأعيان الأردني، ووزيرًا للصحة، والطبيب الخاص لياسر عرفات، وحرّر في مجلتين طبيتين متخصصتين في الأعصاب.

له أكثر من (٤٠) بحثًا منشورًا في المحلات الطبية الدولية.

وله كتاب مشهور حاز به جائزة المنظمة الإسلامية للعلوم العصبية، عنوانه: دور (۱) الأهرام ع ۴۳۵۸ (۲۸/ ۱۲۲۲/۱۸) الموسوعة

(۱) الأهرام ع ٤٣٤٥٨ (٢٨/١٠/٢٨)، للوسوعة القومية للشخصيات المصرية ص ٦٩.

العرب والمسلمين في العلوم العصبية (٥٠٠ - العرب المسلمين العلوم العصبية (٥٠٠ - العرب) العرب العلوم العصبية (٥٠٠ - العرب) العرب العرب

أشرف الكردي = أشرف علي سيدو الكردي

#### أشرف كوفاجيفيتش (۱۰۰۰ - ۱٤١٦ه = ۰۰۰ - ۱۹۹۱م)

خطاط بارع،

من البوسنة، اعتبر أحسن الخطاطين في البلقان. وقبل وفاته فرغ من نسخ المصحف بخطه الجميل، وكان المحرر الفني للطبعة الرابعة من المصحف الشريف في البوسنة (٢).

أشر**ف محمود والي** (۱۰۰۰ – ۱٤۳۱ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

أشرف مروان = محمد أشرف مروان

أصلان عليفتش مسخادوف (١٣٧١ - ١٤٢٦ه = ١٩٥١ - ٢٠٠٥م) رئيس الشيشان.



ولد الأسرة شيشانية تعيش في المنفى

(٤) الشرق الأوسط ع ٩٥٩٨ (١١/١/٢٦عم)،

منه؟!!(<sup>(1)</sup>.

أنه «إرهابي»!! ثم أعلنت روسيا أن الذي

قتله أصحابه عندما ضيّق عليه، بإيعاز

(۲) الموسوعة الكبرى لمشاهير الكرد ۲٤١/۱.
 (۳) العناية بالقرآن الكريم في البوسنة ص٢٠٨٠.

بقازا حستان، عادت أسرته إلى الشيشان عام ١٣٧٧هـ، انضم للجيش السوفياتي، خدم أولاً في المحر، ثم في ليتوانيا، وبعد حصول ليتوانيا على الاستقلال سنة ١٩٩١م عاد إلى الشيشان ليصبح رئيساً للأركان في الجيش الشيشاني، وبعد المعارك مع روسيا التي لم تؤدِّ إلى الاستقلال بالرغم من الانتصارات المتعددة، أصبح مرشحاً لمنصب الرئيس ضد إسماعيل باسييف، الذي كان قائدًا ميدانيًا يتمتع بشعبية، وبعد انتصار مسخادوف عمل مع شامل باسييف حتى ١٤١٩ه، عندما أسس الأخير شبكة من الضباط العسكريين، تنتشر في أنحاء الشيشان. تعرَّض لعدة محاولات اغتيال، وكان قائداً عسكرياً محنكاً وسياسياً كبيراً، اتسم بالتكتيك والتنظيم مع النزام الصمت، وكان برتبة جنرال، كولونيل المدفعية، دوَّخ الروس، واعتبره كثيرون رمز الانتصار في الشيشان، وانتخابه رئيساً كان في أول سنة ١٩٩٧م، في إطار حملة تطالب بالاستقلال عن روسيا، وقبلها تولى مهمات قائد الدفاع المدني... قتل يوم الثلاثاء ٢٧ محره، ٨ آذار (مارس)، قرب بلدة تولستوي يورت على مشارف ضواحى العاصمة غروزني على أيدي القوات الخاصة الروسية. وذكرت زوجته أنه راح ضحية مكيدة نصبت له، حيث كان يفترض أن يقابل وسيطاً روسياً لإجراء مفاوضات، ولكنه فوجيع بعناصر من الفرقة الروسية الخاصة تعتقله ثم تقتله، وذكرت أنه تحدث معها هاتفياً قبل ساعات من مقتله مبيناً قرب التوصل إلى حل سلمي مع موسكو، وذكرت أنه قتل غدراً في ٦ مارس. ولم تُسلُّم جثته إلى ذويه، بحكم

التحق بجريدة «المدينة» الأسبوعية التي

کانت تصدر من مدینة « بجنور »، وبعد

ذلك تولى مهام إدارة تحرير جريدة «تاج»

اليومية في مدينة «جبلبور»، ثم أصبح

#### أطهر المباركفوري = القاضى أطهر

#### أطوار بهجت (۲۰۰۰ – ۱٤۲۷ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

## إظهار الحسن الكاندهلوي (١٣٣٥ - ١٩١٦ - ١٩٩٦م) أمير جماعة التبليغ.

ولد في مدينة كاندهله شمال الهند، وهي المدينة نفسها التي ولد فيها مؤسّس الجماعة الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي رحمه الله. وكان الأمير الرابع لهذه الجماعة الدعوية، بعد مؤسّسها، وابنه محمد، وإنعام الحسن، الذي توفي قبله بعام، وتوفي هو ربما في الأول من شهر ربيع الآخر، منتصف شهر آب (أغسطس)(١).

#### أعظم طارق (۱۳۸۲ - ۱۶۲۶ ه = ۱۹۹۲ - ۲۰۰۳م) الأمير الرابع لتنظيم «ملّت إسلاميت» (جيش الصحابة سابقاً).



وكان قد تخلّى عن استخدام العنف مع الشيعة، حيث لم يُجدِ هذا الأسلوب في تغيير خطاهم تجاه الصحابة رضي الله عنهم، وأعلن إنشاء حزب جديد «ملت إسلاميت» في (١٩) أبريل محدف تطبيق

المجتمع ع ١٦٤٣ (١/٢/٢٦٩هـ)، الأهرام ع ١٦٩٥ (٢/٢/٢٢هـ)، التقوى ع ١٤٤ ص٢٦٠. (١) المجتمع ع ٢١١٦ (١/٣/٢١٦هـ) ص١٨.

الشريعة الإسلامية وتحقيق النظام الإسلامي في باكستان، اغتيل في ٨ شعبان، ٤ أكتوبر في إسلام آباد<sup>(۱)</sup>.

#### أعل الشيخ ولد أمم (۲۰۱۰ - ۱۲۳۶ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۳م)



ولادته ووفاته في قرية آمدير قرب مدينة أطار بموريتانيا. اختار حياة العلم والزهد، واشتهر في بلده، وقصد من أنحاء بلاد شنقيط، وأدار زاوية ظلت قبلة للكثير من أصحاب الحاجات، وتوفي بباريس حيث كان يعالج، يوم الثلاثاء ٢٠ شوال، ٢٧ آب (أغسطس).

#### أبو الأعلى المودودي (١٣٢١ - ١٣٩٩ه = ١٩٠٣ - ١٩٧٩م) إمام داعية، مفكر علامة. اسمه: أبو الأعلى بن أحمد حسن المودودي.



ولد في مدينة أورنج آباد في جنوبي الهند. مات والده وهو شاب، فاعتمد على نفسه.

رئيس تحرير جريدة «مسلم» الأسبوعية التي كانت تصدر من العاصمة، والتحق بجريدة «الجمعية» اليومية رئيساً لتحريرها، ولما قُتل مؤسس حركة «إكراه المسلمين على اعتناق الديانة الهندوسية» على يد شاب مسلم، وأدى هذا الحادث إلى سوء تفاهم تجاه الإسلام والمسلمين، كتب مقالات في موضوع «الجهاد في الإسلام»، كان لها أثرها في تكوين أوضاع المسلمين فيما بعد. وفي عام ١٣٥١هـ (١٩٣٢م) بدأ إصدار بحلة «ترجمان القرآن» الشهرية التي أصبحت الوسيلة الرئيسية لتوجيه مسلمي شبه القارة الهندية، وكانت عثابة رمز ليقظة المسلمين، ومصدراً لهداية وإرشاد على نطاق واسع. واستجابة للدعوة الموجهة إليه من الشاعر الفيلسوف «محمد إقبال» انتقل من «حيدر آباد» إلى «البنجاب» ليجعل منها منطلق رسالته في الحياة، واتخذ حزب «الرابطة الإسلامية» قراراً بإقامة دولة باكستان، وشكلت لجنة لإعداد خطة للحكم الإسلامي، وتم اختياره لعضوية اللجنة. كان دائم الكتابة والتعريف بنظام الإسلام، وقد حاول أن يجعل من أي تجمع أو حزب قائم داعية إلى الإسلام على غط عهود الخلفاء الراشدين، ودعا المثقفين المسلمين على صفحات مجلته للتفكير في حقيقة الدعوة الإسلامية، وتكريس جهودهم وطاقاتهم لتنفيذ نظام الحياة في الإسلام، ليس فقط في حياتهم الخاصة، وإنما في الجحال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحضاري، فلقى استجابة من كل أرجاء الهند، وأعلن عن موعد لعقد مؤتمر وإخراج برنامجه إلى حيز الوجود،

ومن ثم نشأت «الجماعة الإسلامية» في

(٢) الحتمع ع ١٥٧٣ (١٢٨/١٤٢٨) ص٠٤.

مدينة لاهور عام ١٣٦٠هـ، ووضع لها نظامًا، وانتخب أول رئيس للجماعة، وقد تعرضت الجماعة للهجوم من القوى البريطانية المسيطرة منذ أول ظهورها. وبدأ العمل في تفسير القرآن الكريم، وأخذ بنشره في محلة «ترجمان القرآن» تحت عنوان «تفهيم القرآن». وبعد تقسيم الهند هاجر إلى باكستان، وتولى مهام رئاسة الجماعة الإسلامية في البلد الجديد، وبدأ مساعيه لتنفيذ النظام الإسلامي، وقدم مطالبات لذلك من خلال خطبه الإذاعية وكتاباته، وفي عام ١٣٦٨ه نتيجة لمطالباته ولمعارضته الحكومة ألقى القبض عليه وعلى زملائه وزجَّ بَعم في السجن، وبعد عام، واستجابة لضغط الشعب، وخوفاً من التظاهرات، أعلنت الحكومة عن «قرار الأهداف» الذي مهد الطريق لتطبيق الحكم الإسلامي في البلد. وفي عام ١٣٧٠هـ أطلق سراحه وزملائه بعد حبس دام عشرين شهراً، وقدم المودودي المطالبة الشهيرة المحتوية على تسعة بنود لتطبيق الدستور الإسلامي. وفي عام ١٣٧٣ه تآمرت الحكومة ضد هذه المساعي، واستغلت - خصوصاً مساعيه المبذولة ضد القاديانية - لتحقيق أهدافها، فشجعت بعض عملائها على إثارة موجات العنف وحلق جو الفوضى، واعتقلت المودودي وزملاءه بتهمة إثارة العنف، وصدر الحكم بإعدام المودودي، فأثار هذا الحكم موجة من الاحتجاجات في جميع أرجاء العالم الإسلامي، اضطرت معه الحكومة إلى تغيير حكمها إلى الحبس مدى الحياة، وبعد عام أطلق سراحه نتيجة حكم أصدر من المحكمة العليا، وفي عام ١٣٧٦ه لقيت مساعيه نجاحاً جزئياً، وأعلنت الحكومة دستوراً شبه إسلامي، وفي هذا العام سافر إلى البلاد الإسلامية، وناشد المسلمين من خلال خطبه إلى توحيد صفوفهم، والجمع بين كلمتهم. وبعد

أبو الأعلى المودودي (خطه)

عودته وجه مطالبه إلى الحكومة بأن تسعى لإنشاء كتلة إسلامية، وفي عام ١٣٨٤هـ فرض الحظر على الجماعة الإسلامية، وزجَّ بالمودودي وأعضاء بحلس الشورى للجماعة في السجن، ثم أصدرت المحكمة العليا حكماً بإطلاق سراحهم، وسحب الحظر على الجماعة الإسلامية. وفي عام ١٣٨٩هـ شارك في جلسات الجلس التأسيسي للجامعة الإسلامية بالمغرب، وأسهم في إنشاء جمعية الجامعات الإسلامية كمنظمة دائمة. وفي عام ١٣٩٢هـ استقال من رئاسة الجماعة الإسلامية نظراً لسوء حالته الصحية، وكرس وقته في التأليف، واستمر في تأليف تفسيره. وفي عام ١٣٩٩هـ منح جائزة الملك فيصل العالمية تقديراً لجهوده وتضحياته في خدمة الإسلام. توفي في مستشفى بافلو في نيويورك، حيث كان يتلقى علاجه من الإصابة في الكبد والكلى والتهاب المفاصل. رحمه الله.

ومما كتب فيه وفي علمه ودعوته:
الأستاذ أبو الأعلى المودودي ومنهجه في تفسير القرآن الكريم/ أليف الدين ترابي بن عالم الدين القرشي (رسالة ماجستير من جامعة أم القرى).

أبو الأعلى المودودي: حياته وفكره العقدي/ حمد بن صادق الحمال. الإمام أبو الأعلى المودودي: حياته، دعوته، جهاده/ خليل أحمد الحامدي.

المراسلة بين أبي الأعلى المودودي ومريم جميلة/ ترجمة محمد لقمان السلفي. أبو الأعلى المودودي: فكره ودعوته/ سمير

عبدالحميد إبراهيم، الأستاذ المودودي ونتائج بحوثه وأفكاره/ محمد زكريا الكاندهلوي.

الأربعة في فكر المودودي: الإله، الرب، العبادة، الدين/ حمد بن صادق الجمال. أبو الأعلى المودودي: صفحات من حياته وجهاده/ أحمد إدريس.

أبو الأعلى المودودي: فكره ومنهجه في التغيير: دراسة وتقويم/ غازي التوبة.

الأستاذ المودودي وشيء من حياته وأفكاره/ القادر برنتنك.

فقه الدعوة الإسلامية والإعلام عند المودودي/ فاروق عبدالغني الصاوي (أصله رسالة ماجستير من المعهد العالي للدعوة الإسلامية بالرياض).

أبو الأعلى المودودي: آراؤه في السياسة الشرعية محمد علي مصطفى الصليبي (رسالة دكتواره من جامعة الإمام بالرياض). أبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلامية/ محمد عمارة.

أبو الأعلى المودودي/ عبدالله الطنطاوي. تفسير تفهيم القرآن ومنهج المودودي فيه/ محمد مطبع الإسلام بن علي أحمد (رسالة ماحستير).

منهجية التجديد عند أبي الأعلى المودودي/ سهيلة عظيمي (رسالة ماجستير – جامعة الأمير عبدالقادر الجزائري للعلوم الإسلامية، ٢٢٢ (ه).

أبو الأعلى المودودي وآراؤه في الفقه السياسي الإسلامي/ جمال عزعل مكي (رسالة ماجستير، العراق، ١٤١٦هـ). ومن كتبه ورسائله المترجمة إلى اللغة العربية، وقد نشرتها دور نشر عربية عديدة في دول مختلفة، وبطبعات متعددة: احذروا مخطط اليهود، الأسس الأخلاقية للحركة

الإسلامية، أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة ومعضلات الاقتصاد وحلها في الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة، الإسلام والجاهلية، الإسلام والمدنية الحديثة، الأمة الإسلامية وقضية القومية، تدوين الدستور الإسلامي، تفهيم القرآن، الحجاب، حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية، الحكومة الإسلامية، حول تطبيق الشريعة الإسلامية في العصر الحاضر، الربا، قضية كشمير المسلمة، الحاضر، الربا، قضية كشمير المسلمة، المصطلحات الأربعة في القرآن، وحدة الأمم الإسلامية. وله كتب غيرها ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

أعمر بن محم بوب الجكني (۱۳۳۰ - ۱۴۰۹هـ = ۱۹۱۱ - ۱۹۸۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

أغابيوس شاهين الرياشي (١٣١٢ - ١٤٠٤ه = ١٨٩٤ - ١٩٨٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

أغناطيوس يعقوب الثالث = عبدالأحد توما

افتخار فهيم الفرخ (۱۳۵۷ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۳۸ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

أفضل حسين = محمد أفضل حسين

(۱) من أعلام الحركة الإسلامية ص ١٣٠٠ شخصيات لها 
تاريخ ص٢٣٧، موسوعة الزاد ٢١/٥٥٥٦ الموسوعة العربية 
العالمية ٢٣١/٤٤٤ المجتمع ع ١٢٦١ (١٤٨/٤/١٥) 
ع ٨٤، من أعلامنا ١٤٤١، جلة العرب ج١ س١١ 
العرب في شبه القارة الهندية ص ٢٧٤ لا حيث ذكر أنه 
العرب في شبه القارة الهندية ص ٢٧٤ لا حيث ذكر أنه 
عربي من السادة الحسينية، علماء ومفكرون عرفتهم ٢/٥ – 
٢٤، المجتمع ع ٢٥٦ (٣٩/١٢٩٣ه) ص ١٥، أضواء 
الشريعة ع ١١ ص ٢٥٤، قادة الفكر الإسلامي ١٠٠، 
المعوة ع ٢١٤ ص ٢٤، موسوعة أعلام المجددين في الإسلام

إفلين رياض لوقا (١٣٥٠ - ١٤٢٤هـ = ١٩٣١ - ٢٠٠٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

إقبال أحمد المظاهري (۰۰۰ - ۱۹۱۹هـ = ۰۰۰ - ۱۹۹۰م)

عالم تربوي.
مؤسّس مدرسة سراج العلوم ومديرها في مدينة سيوان بولاية بيهار في الحند، كبير علماء المنطقة الشمالية لهذه الولاية، أسهم في التعليم والتربية والدعوة إلى الله وإصلاح المختمع، وإزالة البدع والتقاليد السيئة والمراسيم الجاهلية في المنطقة وما حولها. وكان عالماً متواضعاً مخلصاً، يستعمل الحكمة في الأمور، صاحب ملكة في إصلاح ذات البين وفصل الخصومات بين المسلمين وتوحيد صفوفهم، رحمه الله. توفي يوم ٢٢ جمادي الأولى(٢).

إقبال عبداللطيف الغربللي (بعو ١٩٤٥ - ١٩٤٥) أديبة وكاتبة صحفية.

من الكويت، حصلت على إجازة في الحاسبات الإلكترونية، وماجستير في علم النفس من أمريكا، عملت في الصحافة الكويتية كاتبة منذ عام ١٣٩٣هـ، وكتبت القصة والرواية، أنشأت منتدى ثقافياً باسم واعتبرت أول مذيعة كويتية تعمل في التلفزيون. ماتت يوم الأحد ٢٢ صفر، الأول من نيسان، مؤلفاتها: مذكرات مشرّدة، أنحت عطري، شذى الأيام، مذكرات موظفة، أدب بلا مرافق، خيالات متمردة، نداء القسوة،

(٢) البعث الإسلامي ع ١ (١٤١٦هـ) ص ٩٨.

مذكرات أسيرة ١٦٠٠.

أكبر علي (۱۳۹۷ - ۱۳۹۷ه = ۲۰۰۰ - ۱۹۷۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

إكرام الأنطاكي (١٣٦٥ - ١٤٢١هـ = ١٩٤٥ - ٢٠٠٠م) أديبة ثقافية.

من سورية، انتقلت إلى باريس عام ١٣٨٩هـ، ودرست هناك الأدب المقارن والعلوم الإنسانية، نشطت ثقافياً وإعلامياً في المكسيك. ماتت في أواخر شهر تشرين الأول (أكتوبر) بالمكسيك.

نشرت ٢٩ كتاباً باللغات العربية والفرنسية والإسبانية، منها: السرُّ الإلهي، ثقافة العرب (نالت به جائزة). ولها أيضاً ١٢ جلداً في سلسلة مأدبة أفلاطون. وكانت باكورة أعمالها «مغامرات حنا المعافى حتى موته»، وصدر لها بعد وفاتها مترجماً: دير عطية (٤).

#### إكرام محمد مطر (۰۰۰ - ۱٤٣٤ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۳م)

. تربوية موسيقية.

من مصر. حصلت على شهادة الماجستير (١٣٩٧هـ)، ثم الدكتوراه (١٣٩٩هـ) المربية الموسيقية بجامعة حلوان، ثم كانت عميدة معهد الكونسفتوار بأكاديمية الفنون. شيعت جنازتما يوم ١٦ جمادى الآخرة، ٢٦ أيريل.

من عناوين كتبها: القيمة التربوية لمادة الارتجال التعليمي في التربية الميدانية (مع

(٣) صحيفة اليوم الإلكتروي ع ١١٦١٩ ( ٨ ٢/ ٢/ ٢ ٢ ١٤ هـ ) .

(٤) الفيصل ع ٢٩١ ص ١٢٨٠.

آخرين)، نظريات الموسيقى الغربية والصولفيج والإيقاع الحركي والألعاب الموسيقية والقصص الحركية والطرق الخاصة في حسنين)، الطرق الخاصة في التربية الموسيقية (مع أميمة فهمي ورسالتها في الماجستير: تعدُّد وفي الدكتوراه: تقويم الإشراف على التربية العملية لطلاب كلية على التربية العملية لطلاب كلية التربية.

أكرم عرفات (خطه)

أكرم أحمد عرفات (١٣٤٩ - ١٤١٣هـ = ١٩٣١ - ١٩٩٢م) أديب وشاعر وطني.



من غزّة، حصل على إجازة في اللغة العربية من جامعة بيروت العربية، ودبلوم في الدراسات الإسلامية، عاش معظم حياته في الكويت، وانتخب رئيساً للكتاب الفلسطينيين عام ١٤٠٦ه. كتب في الصحف، وزار العديد من البلاد العربية، ودولاً أخرى، ونشط في صفوف الثورة الفلسطينية، ومثّلت مسرحيات وطنية له. له ثلاثة دواوين مطبوعة، هي: نداء الثار، ألحان العاصفة، الحب الخالد. وخمس مسرحيات مثّلث، بعضها لم يطبع، وهي:

الفجر المرتقب، العائدون، الأبطال، نداء فلسطين، حكاية شعب<sup>(۱)</sup>.

**أكرم أنطاكي** (١٣٦٥ – ١٤٣٤هـ = ١٩٤٥ – ٢٠١٣م) كاتب سياسي.



من مواليد دمشق، من أسرة يونانية الأصل سكنت أنطاكية قبل أن تستقر في حلب. نشط في شبابه في الحزب الشيوعي، ثم تركه واهتم بالمحتمع المدني وثقافة اللاعنف، من خلال محاضرات ومقالات تحتم بالفلسفة والروحانيات، ولأجل نشرها أسس مع (١) دليل كتاب فلسطين ص ٣٠، موسوعة أعلام فلسطين المعربة (وأسم والده من منهما)، معجم البابطين لشعراء العربية (وفيه اسم والده؛ عمود)، شعراء فلسطين في القرن المعربية (وفيه اسم والده).

آخرین مجلة (معابر)، ونشر فیها عددًا کبیرًا من الافتتاحیات والمقالات، وأنشئ معها دار معابر. توفی یوم السبت ۱۰ جمادی الآخرة، ۲۰ أبريل.

له أربعة كتب طبع أولها فقط، هي: أبناء الأرملة، ذاكرة الباطن: مذكرات، عودة إلى الذات، بحثًا عن الحل (لم يتم).

وترجم ثلاثة كتب مطبوعة، هي: قطوف للمهاتما غاندي، أنا وأنت/ مارتن بوبر، صوت الصمت/ هيلينا. ب. بلافاتسكي(").

أكرم حسن العلبي (١٣٥٩ - ١٤٥٥هـ = ١٩٤٠ - ٢٠١٣م) باحث وطني محقِّق.

من دمشق. أرَّخ لتاريخها، وحقَّق موادَّها، وكتب عن أعلامها وأحوالها الاجتماعية والثقافية والعسكرية. توفي في شهر صفر، كانون الأول.

آثاره تأليفًا وتحقيقًا وترجمة: الآثار التاريخية في دمشق/ جان سوفاجيه (تعريب وتعليق)، تاريخ البصروي: صفحات مجهولة من تاريخ دمشق في عصر الماليك/ على بن يوسف البصروي (تحقيق)، تيمور لنك وحكايته مع دمشق، الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية من ١٧ جمادي الآخرة حتى غرة شعبان سنة ١٠١ه/ عبدالغني النابلسي (تحقيق)، خالد العظم آخر حكام دمشق من آل العظم، خطط دمشق: دراسة تاريخية شاملة، دمشق الشام: لمحة تاريخية منذ العصور القديمة حتى عهد الانتداب/ جان سوفاجيه؛ تعريب فؤاد أفرام البستاني (تحقيق)، دمشق بين عصر الماليك والعثمانيين ٩٠٦ - ٩٢٢ هـ: دراسة تاريخية واجتماعية وثقافية اقتصادية، التقويم: دراسة للتقويم والتوقيت والتاريخ، سلك الدرر في أعيان القرن الثابي عشر/

(٢) الموسوعة الحرة ٢٠١٣/٤/٢٨م.

ما يما على المروزة من المربع الأول ١١٢١ هـ يسيخ لمحد و المربع المراحد المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربعلة المن تعرب المربعلة المن تعرب المربعة ال

الحرام معدا - والا - صورة المارسية ول ١١٢٨ هـ دعوى دين المادة على المادة المرادة على المادة المرادة على المادة المرادة على المادة المادة المرادة على المادة المرادة ا

أكرم العلبي (خطه)

محمد خليل المرادي (تحقيق)، معارك المغول الكبرى في بلاد الشام، الملك المظفر قطز بطل معركة عين جالوت، يهود الشام في المعصر العثماني من خلال سجلات المحاكم الشرعية في مركز الوثائق التاريخية بدمشق(١).

القانونية في جامعة الدول العربية، أسهم في لجنة مشروع الدستور الدائم سنة ١٤١٠هـ ( ١٩٩٠ م)، أجاد عدة لغات، وصاحب كبار الشعراء، وكتب القصة ونظم الشعر، وكان يتمثل قول الإمام الشافعي: أسلّم إن أراد الله أمرًا

فاترك ما أريد لما يريدُ

في هـ ب

من حماة، حصل على إجازة في الحقوق

(أصله دكتوراه)، النظرية المحضة في القانون/

كلسن (ترجمة)، فنُّ صياغة القوانين، الوتر

الجاحد (ديوان شعر)، سعيد رغم الألم

(قصة)، الإيمان (قصة)، حنى الثمار/

أكرم رشيد الحوراني

(1741 - 11214 = 7181 - 18814)

طاغور (ترجمة)(٢).

مناضل وقيادي حزبي وزير.

السائح العمور المائم المحاسد الله ما الله ما

أكرم الوتري (خطه)

توفي يوم ٨ شعبان، ١٦ حزيران. كتبه: نظام الانتداب والوصاية الدولي

من جامعة دمشق، زاول مهنة المحاماة في حماة وانتحب نائباً عنها ثلاث مرات، عين وزيراً للزراعة، ثم وزيراً للدفاع، أصدر جريدة اليقظة بدمشق، أسس الحزب العربي الاشتراكي، اندمج فيما بعد بحزب البعث ثم انفصل عنه، عين نائباً لرئيس الجمهورية في عهد الوحدة (۱۳۷۸هـ)، وكان ممن وقع على الانفصال عن الوحدة مع مصر، أبعد بعد (٨) آذار عام ١٩٦٣م،

فرحل إلى لبنان، ثم أقام

(٢) موسوعة أعلام العراق ١٩/١، معجم المؤلفين العراقيين
 (١٤١/١ معجم البابطين ٢٠٠١، موقع ذي قار (إثر وفاته).

أكرم داود الوتري (۱۳٤٩ – ۱۹۳۹ – ۲۰۱۳م) دبلوماسي حقوقي.



من بغداد. حصل على دكتوراه الحقوق من جامعة جنيف. عمل مدونًا قانونيًا في وزارة العدل، ووزيرًا مفوضًا في الدائرة القانونية بوزارة الخارجية، ورئيسًا لمجلس شورى الدولة. عضو في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي تمولندا، رئيس اللجنة

(١) خط المترجم له مهدى من الأستاذ أيمن ذو الغني.

في بغداد وراح يكتب مذكراته، ثم انتقل إلى باريس، فعمّان، حيث وافته المنية.

Lipit pie vi so. i

Lipit

أكرم الحوراني (خطه)

ونما كتب فيه:

أكرم الحوراني بين التنقلات السياسية والانقلابات العسكرية/ هاني الخير.

أكرم الحوراني: رجل للتاريخ/ حمدان.

أكرم الحوراني عرّاب الانقلابات/ عدنان للوحى.

وله: مذكرات أكرم الحوراني (٤ مج)، ردُّ الكتلة الاشتراكية العربية على بيان وزارة الدكتور معروف الدواليبي(١).

أكرم زعيتر = أكرم عمر زعيتر

أكرم زهيري = أكرم عبدالعزيز زهيري

أكرم بن صدقي بن الأطرش (١٣٩٣ - ١٤٢٣ه = ١٩٧٣ - ٢٠٠٢م) قائد كفيف.

(۱) موسوعة السياسة ۲٤٩/۱، معجم المولفين السوويين ص ١٥٦، موسوعة أعلام سورية ١٤٥/٢، رواية اسمها سورية ص ٨٧٩.



ولد بمدينة الخليل كفيفاً، تخرَّج في كلية الشريعة بجامعة الخليل متفوقاً، وأصبح أميراً للكتلة الإسلامية فيها، كان يسير في الطرقات بغير عصا، ويتؤمُّ الناس ويخطبُ فيهم، وقد انتمى إلى حركة حماس منذ انظلاقتها، وانضمَّ إلى الجناح العسكري فيها، وصار قائد كتائب القسام في جنوب الضفة الغربية. شارك في فقاليات ومناسبات دينية، وندوات سياسية، وألقى كلمات. اعتقل ثلاث مرات، وطاردته يهود مدة عامين، وكان يرسل المجاهدين لمطاردهم، عامين، وكان يرسل المجاهدين لمطاردهم، حتى استشهد وهو يحضر للماجستير في القضاء (٢).

أكرم عبدالعزيز زهيري (١٣٨٢ - ١٤٢٥ ه = ١٩٦٣ - ٤٠٠٤م) مهندس، داعية شهيد، من قيادات العمل العام في مصر.



من الإسكندرية. تعرّف على دعوة الإخوان المسلمين في حداثة سنه. تخرّج في كلية (٢) أعلام الهدى ١/٧٥١، المركز الفلسطيني للإعلام (استفيد من الموقع في جمادى الآخرة ١٤٣٧ه).

الهندسة، وصار رجل أعمال ناجح، رأس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات بالإسكندرية الساحلية، وأشرف على مشاريع هندسية ناجحة، أبرزها مبنى نقابة الهندسين، وكان من رموز العمل والدعوة في جماعة الإخوان المسلمين، ألقي القبض عليه في حملة ضد الجماعة التي تتكرر بين فينة وأخرى لإرهاها، وترك في محبسه في حالة خطرة بعد تعرضه لإصابات بالغة في مختلف أنحاء حسمه، إضافة إلى إصابته بالسكر، وتُرك نحو عشرة أيام دون إسعاف، على الرغم من إبلاغ أمن الدولة وإدارة السحن بذلك، فتوفي أثر ذلك يوم وإدارة السحن بذلك، فتوفي أثر ذلك يوم وإدارة السحن بذلك، فتوفي أثر ذلك يوم الأحد ٨ ربيع الآخر، ٨ يونيه (1).

أكرم عثمان العبيدي (١٣٤٣ - ١٣٩٦ هـ = ١٩٢١ - ١٩٧٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

**أكرم عمر زعيتر** (۱۳۲۷ - ۱۹۱۹ه = ۱۹۰۹ - ۱۹۹۹م) كاتب سياسي، محرر صحفي، ناشط وطني، مؤرخ قومي.



أكرم زعيتر على اليمين مع محمد عزة دروزة في إستانبول

ولد في نابلس، وكان والده رئيس بلديتها. أكمل دراسته في الجامعة الأمريكية ببيروت،

(٣) المحتمع ع ١٦٠٦ (١/٥/٥/١) ص ١٨، الموسوعة الحريم ١١٠ الموسوعة الحريم ١١٠٤ المرسوعة

وتفرغ للعمل السياسي في فلسطين إثر ثورة ١٩٢٩م؛ مما عرّضه للاعتقال أكثر من مرة، وتولى رئاسة تحرير جريدة «مرآة الشرق» المقدسية، وأبعد من القدس، وعاد إليها مرة أخرى ليتولى تحرير جريدة «الحياة»، وأعيد اعتقاله وإبعاده، وأغلقت الجريدة. أسس «حزب الاستقلال»، وشارك في «عصبة العمل القومي» و «نادي المثنى» و «الجوال القومي»، وشارك في ثورة رشيد عالى الكيلاني بالعراق، وفي الأردن تولى عدة مناصب عليا، فكان سفيراً في أكثر من عاصمة، ووزيراً وعضواً في محلس الأعيان، ومارس الكتابة الصحفية في معظم مجلات العالم العربي وصحفه. مات يوم الخميس ٢٢ ذي القعدة، الموافق ١١ نيسان (أبريل).

Sint

أكرم زعيتر (توقيعه)

ومما كتب فيه: ذكرى أكرم زعيتر أمين ذاكرة الأمة.

ومن مؤلفاته: وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية ١٩١٨ – ١٩٣٩م/ أعدتما للنشر بيان نويهض الحوت، الحركة الوطنية الفلسطينية، يد الله الحكم أمانة، القضية الفلسطينية، يد الله مع الجماعة: رسالة الاتحاد (بالاشتراك مع المضية الفلسطينية، بدوي الجبل وإخاء القضية الفلسطينية، بدوي الجبل وإخاء أربعين عاماً، يوميات أكرم زعيتر (١٩٣٥) من أجل أمتي: من مذكرات أكرم زعيتر (١٩٠٩ – ١٩٣٩)، من أجل أمتي: من مذكرات أكرم زعيتر (١٩٣٩ – ١٩٣٩)، تاريخنا (بالاشتراك مع درويش المقدادي)، المطالعة العربية (مع محمد

ناصر، التاريخ للصفوف الابتدائية (مع على الشريقي وصدقي حمدي)، التاريخ الحديث (مع مجيد حدوري)، صفحات ثائرة: من مقالات أكرم زعيتر. وذكرت له كتب أحرى مطبوعة في (تكملة معجم المؤلفين) (۱).

أكرم فاضل (۱۳۳۷ - ۱۹۸۷ه = ۱۹۱۸ - ۱۹۸۷م) أديب ومحرر صحفي مترجم.



ولد في الموصل، أكمل دراسة القانون في فرنسا، وكانت الثورة الجزائرية على أشدها، فانغمس في أحداثها، مترجماً عدة كتب وطائفة من المقالات انتصاراً لها، وفي عام وزارة الإرشاد (الثقافة والإعلام) التي عينته مديراً للفنون والثقافة والإعلام) التي عينته أصبح رئيس تحرير مجلة «بغداد» التي كانت تصدر باللغتين الفرنسية والإنكليزية، عُرف بنقده الاجتماعي الساخر شعراً ونثراً، وكان متشائماً من الحياة، تفرّغ للكتابة في حريدة «العراق»، وجريدة «الغورة».

(۱) من أعلام الفكر والأدب في فلسطين ص ٢٣٧٠ الموسوعة العربية (السووية) ٢١٠/١٠، الموسوعة الفلسطينية ق٢ مج ٣ ص ٤٨١، وزواء حزيبون ص٢٧٢، موسوعة السياسة ٢٤٩١، وملحقها ص ٤٣٣، الفيصل ع ٣٥ ص ٤٢٤، الشرق الأوسط ع ٢٣٤٧ (١١/٢٥) الفيصل ع ٢٥ وجوه فلسطينية خالدة ص ١١٠، أفكار ع ١٦٢ ص ١١٠، تراجم أعلام مدينة نابلس ص ٢٥٧، الموسوعة الموجزة ١٣٤/٢، الضاد (كانون الأول ١٩٩٦م)، ص ٧٦.

ومما ألف وترجم: الآباء والبنون/ إيفان ترجنيف (ترجمة بالمشاركة)، آراء أحرار العالم في قضية فلسطين، جان داراك الجزائر: مهزلة العدالة الفرنسية في محاكمة المناضلة جميلة بوحيرد، الحياة في العراق منذ قرن ١٨١٤ – ١٩١٤/ بييردي فوصيل (ترجمة)، الزنزانة السابقة لم تعد تجيب رقصة)، في المقاهي والملاهي (شعر)، لحجة بغداد العربية عند ماسينيون، الكوميديا البشرية (شعر)، وباقي مؤلفاته في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

أكرم فهمي (۱۳۳۱ – ۱۳۹۹ه = ۱۹۱۲ – ۱۹۷۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

أكرم قره داغي (۱۰۰۰ - ۱٤۳۰ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

أكرم محمود خضر (۱۳۱۳ - ۱۶۲۱ه = ۱۹٤۳ - ۲۰۰۵م) شاعر داعية محام.



من مواليد اللقلوق بلبنان، نشأ في قضاء البترون، درس في ثانوية المقاصد ثم درَّس فيها وصار مديراً لها، ودرس الشريعة والمحامة،

(٢) معجم الشعراء العراقيين ص ٤٦، موسوعة أعلام العراق ١٩/١، معجم المؤلفين العراقيين ١٣٩/١، أعلام الأدب في العراق الحديث ٢٢٥/١، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٢٧١/١.

انتسب إلى نقابة المحامين في طرابلس، وتولى الإمامة والخطابة في المسجد الحميدي، نشط في العمل الإسلامي إلى جانب رفيق دربه أمير حركة التوحيد الإسلامي سعيد شعبان، أسهم في تأسيس جمعية الإنقاذ الإسلامية، عضو الهيئة العليا لبيت الزكاة، خوف، شاعر مناسبات إسلامية ومدافع عن قضايا المسلمين، مشارك في مؤغرات خارجية ومحاضرات وندوات، استسلم لمرض أقعده حتى توفي يوم الخميس آخر شهر شوال، أول ديسمبر (كانون الأول). له بالإشتراك مع محمود الحبال: الفريد في علم التحويد، وله قصائد نشرت في علم التحويد، وله قصائد نشرت في دوريات (۱).

أكرم نشأت إبراهيم (١٣٣٩ - ١٤٢٨ه = ١٩٢٠ - ٢٠٠٧م) حقوقي جنائي.



من بغداد، تخرَّج في الكلية العسكرية العراقية، وبسبب إعجابه بعبدالكريم قاسم ودور له معه أحيل عل التقاعد، فاتحه إلى مصر وحصل على الدكتوراه في الحقوق من جامعة القاهرة، عاد ليعيَّن مديراً عاماً للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وأميناً عاماً لجلس وزراء الداخلية العرب، كما عمل أستاذاً في كلية صدام للحقوق، وكلية الشرطة، والمعهد القضائي، ورئيساً لجمعية الحقوقيين العراقيين، وعضواً

(۱) التقوى ع ۱۵۱ (دو القعدة ۱۵۲ هـ)، ص ۱۵، ۶۷.

في الجمعية الدولية للقانون الجنائي، وعضواً في المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب. شارك في أكثر من (٢٦٤) مؤتمراً وندوة عربية ودولية، وتخرّج عليه الكثير من الحقوقيين وضباط الشرطة.

صدر فيه كتاب بعنوان: الدكتور أكرم نشأت إبراهيم أستاذ الفقه الجنائي العراقي/ حميد المطبعي.

من مؤلفاته: علم النفس الجنائي، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، السياسة الجنائي، القواعد العامة في علم الاجتماع الجنائي، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، مدخل إلى ظاهرة جنوح الأحداث في الدول العربية الخليجية، مذكراتي: إسهامات في خدمة المجتمع مذكراتي: إسهامات في خدمة المجتمع المواقي والعربي خلال ستة عقود مشحونة بالأحداث، العوامل البيئية للإجرام، من أحداث الماضي القريب. وكتب أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(").

أكرم الوتري = أكرم داود الوتري

إكويري أهل عثمان (۱۹۷۰ - ۱۳۹۱ه = ۱۰۰۰ - ۱۹۷۱م) فارس مجاهد بطل.

من بلاد شنقيط. كان يغير على قوى ومواقع العدو الفرنسي المحتل ملحقاً به الحسائر، ثم يرجع متحصّناً في جبل آدرار مع رفقائه في حصون المحاهدين، ومع الأيام نفد زاد المحاهدين، ولم يبق مع هذا المحاهد الإ رفيق واحد، وحين نضبت عين الماء الوحيدة التي هي مصدر الشرب، استأذنه رفيقه ذاك ولحق بأصحابه، فظل وحده يغير ويرجع إلى الحصن، وذات ليلة كان الظلام والمساً، فقرر أن يدخل مدينة أطار باحثاً

 (۲) دنيا الرأي (۲/۳/ ۲۰۰۷م)، موسوعة أعلام العراق ۱/۹۱، معجم المولفين العراقيين ۱٤٠/۱، معجم المولفين والكتاب العراقيين ۲۷٤/۱.

عن الزاد والذحيرة التي أوشكت على النفاد، فدخلها، وبينما هو يتجوَّل فيها إذ أبصر ضوءاً، فاقترب منه فإذا به فرنسي مستلقى على ظهره يقرأ كتاباً وبجانبه بندقية، ولم تكن في جعبته إلا رصاصة واحدة، فسدَّد بحذر شديد لتمرَّ الرصاصة فوق الكتاب وتستقر بين عيني «النصراني»، فكان ما أراد، وبسرعة البرق خطف بندقيته، وتوجه إلى الحصن، ثم وصل إلى تحكجة واستقر بما وتزوج، وكان يعمل في النهار، ويغير على بعض الثكنات خلسة كلما سنحت الفرصة. وأظلم الليل مرة، وسمع الناس صوت السيول الجارفة، فهرب القوم باتحاه تحكجة خوفاً من السيول، وبقى هو هنالك في ذلك الطوفان، ولم يُسمع عنه شيء بعد ذلك، فاعتقد الناس أنه مات، ثم ظهر بعد ذلك في بلاد الحرمين، وتزوج بها، وحصل على جنسيتها، وبها توفي، وترك دارًا وبعض الممتلكات(١).

#### ألان روسيون (۲۰۰۰ – ۱۶۲۸ هـ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م)

مسشرق فرنسي.

مدير مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والاجتماعية والقانونية (سيداج) بالقاهرة. كان يقدم جوانب في الحوار المتبادل بين الثقافتين العربية والفرنسية. مات في ١٨ جمادى الآخرة، ٢٣ يوليو (حزيران).

من آثاره: إعداد وتقليم كتاب «المحتمع المصري: جذوره وآفاقه» لسيد قطب.

ألبُ بن المصطفى بن أوفى (١٣٦٧ - ١٩٤٠ه = ١٩٤٧ - ١٩٩٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٣) موقع المشهد الموريتاني (٣٠ ١ ١٥).

ولادته في «مينوال ديل أورو» بالمكسيك، حيث هاجر والده إلى هناك وامتهن التجارة وبقى هناك حتى وفاته. عايش الحرب

العالمية الأولى، إذ كان عمره آنذاك ستة

أعوام، وبقى في مصرحتى عام ١٩٢٧م،

في مدينة الإسكندرية، عمل طوال حياته

في الصحافة ومع الصحفيين، فقد عمل

في حريدة «كوكب الشرق» ورئيس تحريرها

آنذاك جورج طنوس وهو لبناني الأصل،

ثم في مجلة «الرقيب» وهي لجورج طنوس

أيضاً، ثم عمل مع المازيي رئيس تحرير

جريدة «الاتحاد»، وساعده في إصدار محلة

«الأسبوع»، وعمل مع العقّاد، ترك مصر

إلى السودان وعمل في وزارة المالية، وكتب

في حريدتي «الحضارة السودانية»، و «ملتقى

النهرين»، عاد بعدها إلى لبنان، وعمل مع

كاظم الصلح في جريدته «النداء»، ثم تنقل

بين صحف أحرى منها: الجمهور، والبرق،

والمكشوف، والشعب، وكلها لأمين نخلة،

و (العاصفة) لكرم ملحم كرم. وأخيراً، وبعد

هذه الرحلة الطويلة أنشأ بحلة (الأديب) التي أعطاها بقية عمره، واستقطبت مجموعة

كبيرة من أبرز كتّاب العربية. وفي الأعوام الأخيرة من حياته تدهورت صحته، ولم يكن عنده ما ينفق على نفسه - وكانت

#### ألبرت فضلو حوراني (2777 - 1131a = a1817 - 1776) كاتب وأستاذ جامعي.



وُلد في مدينة مانشستر الأسرة لبنانية هاجر عائلها من جنوبي لبنان إلى بريطانيا، وتلقى تعليمه في المدارس البريطانية، ثم في كلية مودلن بجامعة أكسفورد، متخصصًا في الدراسات العربية والإسلامية، ثم التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت لدراسة العلوم السياسية والتاريخ، وعاد إلى بريطانيا مع اندلاع الحرب العالمية الثانية، وعمل في وزارة الخارجية البريطانية، ثم في المكتب العربي، كما عمل أستاذاً في جامعة أوكسفورد، وأستاذاً زائراً في جامعة هارفارد الأمريكية. وقدم للمكتبة العربية مؤلفات عديدة منها: الأقليات في العالم العربي، سورية ولبنان: تحليل للوضع السياسي، تاريخ الشعوب العربية، الفكر العربي في عصر النهضة، الإسلام في الفكر الأوروبي. وآخر إنتاج له هو كتاب «اللبنانيون في العالم: قرن من الهجرة» الذي أشرف على تحريره بالمشاركة مع ندع شحادة (١).

ألبرت لطيف إسحاق

(+++-07318=+++-3++74)

(تكملة معجم المؤلفين)

#### ألبير خريش (FOT! - V. II. = VTP! - VAPIA) من أحبار النصاري (مونسنيور).



ولد في «عين إبل» بلبنان. التحق بالجامعة الأوربانية في روما المعروفة بجامعة نشر الإيمان، ثم بكلية مار يوحنا في روما أيضاً، نال الإجازة في الفلسفة، والدكتوراه في اللاهوت، والدكتوراه في الحق المدني والديني، نال درجة الكهنوتي حتى يسلم كاهناً. حاضر في مركز التعليم المسيحى بصيدا. عمل في مجمع الأساقفة بالفاتيكان، وكان مساعداً لكاهن رعية سانتا ماريا غوريتي في الحي الإفريقي حتى عام ١٣٩٧هـ، وأسس فرقة «روما ١٦» الكشفية. رقى إلى مرتبة «مونسنيور» من درجة «حبر روماني» عام ١٣٩٧هـ، وعين سكرتيراً لمار أنطونيوس بطرس خريش، ومديراً روحياً في مدرسة غزير الإكليركية، وقاضياً في المحكمة الاستئنافية المارونية، وكان أستاذاً للحقوق في الجامعة اللبنانية. اغتيل في أحداث الحرب الأهلية اللبنانية (٣).

ألبير سعيد أديب (۲۲۲۱ – ۲۰۱۱ه = ۱۲۰۸ – ۱۳۲۵) كاتب صحفى محرّر.

الحرب الأهلية في لبنان مستعرة لا تعرف الرحمة - فقام بعض أهل الخير - وكان من الحريصين على الاشتراك بمجلة ((الأديب)) - على تدبير مبلغ كاف من السعودية لمعالجته. توفي في ٢٦ أيلول (سبتمبر).

(٢) شخصيات عرفتها وأحببتها ص٨٣٠

<sup>(</sup>١) مؤرخون أعلام من لبنان ص ٦٣، موسوعة أعلام العرب المبدعين ٢٦٨/١، الفيصل ع ١٩٥ (رمضان ١٤٤٣هـ) ص ١٤٤٠



مجلة الأديب، لصاحبها ألبير أديب

له ديوان شعر وحيد بعنوان لمن؟ : مجموعة من الشعر الرمزي (١).

ألبير قصيري (١٣٣٣ - ١٤٢٩هـ = ١٩١٤ - ٢٠٠٨م) روائي كتب بالفرنسية.



ولد في القاهرة من أصول شامية، تعلم في مدارس مسيحية، وانتقل إلى مدرسة الجيزويت الفرنسية، وكانت فلسفته في الحياة فلسفة الكسل، فلم يقم بعمل قط، ويعيش على عائدات كتبه وحدها. انتقل إلى فرنسا ليقيم في فندق بباريس أكثر من ستين عاماً! كتب الرواية بالفرنسية، التي يغلب عليها روح الفكاهة وحكمة الشرق، وناشرة كتبه جويل لوسفيلد، وقد ترجمت روايات له إلى (١٥) لغة، بينها العربية. مات يوم الأحد ١٨ جمادى الآخرة، ٢٢

ومما تُرحم له: منزل الموت الأكيد (أو بيت الموت المحتوم)، شحادون ومعتزون (ترجمها

(۱) أعلام الأدب العربي المعاصر ٢٤٧/١، وجوه مضيئة ص٢٢٥، الفيصل ع ٢٠١ (ربيع الآخر ٢٤٠٦هـ).

محمود قاسم)، ألوان العار (رواية، ترجمة سعيد محمود).

ومن مؤلفاته أيضًا: لسعات، بشر نسيهم الرب [هذا كلامه يبوء به]، تنابل الوادي الخصب، العنف والسخرية، طموح في الصحراء، مؤامرة مهرجين، ألوان النذالة(٢).

#### أُلفة عمر الإدلبي (۱۳۳۱ - ۱۲۲۸ه = ۱۹۱۲ - ۲۰۰۷م)

قاصة وروائية، ناشطة اجتماعية اشتراكية. اسمها الصحيح ألفة أبو الخير عمر باشا، واتخذت لنفسها شهرة الإدلبي بعد موت زوجها حمدي الإدلبي.

ولدت في دمشق، درست في المدارس الحكومية حتى أنحت الثانوية، تركت الدراسة بعد أن تزوجت سنة ١٣٤٨هـ (١٩٢٩م)، تفرُّغت للمطالعة وخاصة الأدب، ومالت إلى القصة والرواية، لم تزاول أية مهنة، فكانت ربة منزل وكاتبة، تنشر نتاجها الأدبي في محلات وصحف وإذاعات، ومثّلت قصص لها في التلفزيون، تأثرت بالكتّاب الروس تولستوي وتشيخوف، وغوركى، واتجهت في تجربتها الأدبية إلى «الفكرة الإنسانية الاشتراكية» كما تقول، فلعلها كانت شيوعية، وقد أجرى معها لقاء في صحيفة «نضال الشعب» الشيوعية ع ٥٥٦، تاريخ ١٩٩٨/٤/٢م. ألقت محاضرات، وأسهمت في مؤتمرات، وانتمت إلى جمعيات عدة، كاتحاد الكتاب العرب، ومؤسّسة السينما العامة، وسافرت إلى دول عدة، وترجمت كتب لما إلى لغات، وكان لها صالون أدبي. ركزت نشاطها الاجتماعي على المرأة، وقد أسست مع ریما کرد علی عام ۱۳۶۱هـ (۱۹٤۲م) جمعية الندوة النسائية مطالبة بحقوق المرأة

(٢) الأهرام ع ٤٤٣٩٤ (١٩/٦/٦٢٩)، الموسوعة الحرة ١٩/١١/١٠ م

و «تحريرها» يعني من الأدب والدين، وفي روايا ما تركيز على تخزيق الحجاب وما إليه تصريحاً أو تورية. ماتت في يوم الأربعاء ٣ ربيع الأول، ٢١ آذار (مارس) في باريس، ودفنت بدمشق.

ومن مؤلفاتها، وجلها قصص وروايات: قصص شامية، المنوليا في دمشق، ويضحك أحرى، وداعاً يا دمشق، ويضحك الشيطان، نظرة إلى أدبنا الشعبي، عصبي الدمع، دمشق يا بسمة الحزن، وداع الأحبة، حكايات جدي، ما وراء الأشياء الحميلة وقصص أحرى، عادات وتقاليد الحارات الدمشقية القدعة وقصص أحرى(").

### ألفت محمد جمال (۲۰۰۰ – ۱٤۲٤ه = ۲۰۰۰ م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### ألفت محمد حقِّي (۰۰۰ - ۱٤۲٦هـ = ۰۰۰ - ۲۰۰۵م)

باحثة نفسانية.

من الإسكندرية، حصلت على الماجستير في علم النفس من جامعة الإسكندرية سنة ١٣٩٠هـ، وعلى الدكتوراه من جامعة عين شمس سنة ١٣٩٤هـ. ثم كانت أستاذة في قسم علم النفس بكلية الآداب من جامعة الإسكندرية. كانت تكتب في مقدمات معظم مؤلفاتها: «أشكر الله أولاً أنه متعنا أنا وأنت بالرغبة في تقصيّي الحقائق... أنار الله لكم طريق العلم دائماً...». ماتت نحو الله كرم، ٢٠ فيراير.

لها من الكتب: الاضطراب النفسي، سيكولوجية الطفل: علم نفس الطفولة

(٣) أعلام الأدب العربي للعاصر ٢٣٨١، تراجم أعضاء اتحاد الكتاب ص ٢٤، معجم القاصات ص ٢٢، فوائد من الإنترنت، الضاد (حزيران ٢٠٠٧م) ص٤٤، و ع ٦ (حزيران ٢٠٠٨م) ص٤٠، أعلام النساء اللمشقيات ص ٩٦١ (وفيه ضبط سمها بالكسر: إلفة).

(سبق صدوره بعنوان: سيكولوجية النمو)، أثر الضغط الانفعالي على الأداء العقلي (رسالتها في الماجستير)، الآثار السيكولوجية للتعرض لغاز ثابي كبريتيد الكربون (رسالتها في الدكتوراه)، اختبار حقى للذكاء: صيغة أ- ب، فيزيولوجيا السلوك: علم النفس الفيزيولوجي، اختبار حقى للشخصية (إسقاطى)، الأسس البيولوجية لعلم النفس، مناهج البحث في علم النفس.



ألفرد جورج نقاش (2.71 - APTIC= 7AA1 - AVP19) رئيس لبنان.



ولد في لبنان وتعلم فيها، درس الحقوق، ثم أقام في القاهرة أربعة أعوام وعمل في المحاماة، ونشر في الصحف الناطقة بالفرنسية، وعند انتهاء الحرب العالمية الأولى عاد إلى بلاده واستمر في مزاولة مهنة المحاماة، وطالب زعماء الطائفة المارونية بالإبقاء على الوصاية الفرنسية على لبنان! عيِّن قاضياً،

ثم عينته سلطات الانتداب الفرنسية رئيساً للجمهورية عام ١٩٤١م، فكان رابع رئيس للجمهورية اللبنانية، وعند اشتعال الحرب بين الإنحليز والفرنسيين أبدى حياد لبنان في الحرب الدائرة بين الدولتين، ووقف في وفي عام ١٩٤٣ قرر (كاترو) إعادة الحياة الدستورية إلى لبنان، فانتخب نائباً عن نشرأ وشعراء ومحررا مقالاته وأبحاثه الحقوقية

(7071 - 7131A? = 37P1 - 7PP14) فنان تشكيلي.



دمشق، وتعلم الفنَّ بنفسه، وعلَّمه في ثانويات دمشق، ثم عمل في وزارة الثقافة، أسهم في تطوير الحركة الفنية بسورية. من مؤسّسي نقابة الفنون. أقام معارض عديدة في الداخل والخارج. أعماله في متحفى دمشق وحلب، ومؤسّسات أجنبية في أخرى في الوطن العربي، وقد رسم أكثر من ألفي لوحة خلال حياته<sup>(١)</sup>.



باريس وإيطاليا وموسكو والهند، وقطاعات

(٢) موسوعة أعلام سورية ٢٦/٢، أخبار درعا وحوران

ألفرد أبو سمرا  $(\Lambda \Upsilon \Upsilon I - \Upsilon \cdot 2 I \alpha? = \cdot I P I - \Upsilon \Lambda P I A)$ محرر وكاتب صحفي.



ولادته في بلدة مرجعيون بلبنان، تلقّي دروسه في الكلية الوطنية الأرثوذكسية، ثم في مدرسة الفنون الإنجيلية بصيدا، مال إلى الصحافة منذ صغره، وراسل العديد من الصحف المحلية وكتب فيها، وعمل محررًا في جريدة (المرج)، و درَّس في الكلية التي تخرَّج فيها، وتوجه إلى بيروت فأصدر جريدة سماها (القلم الصريح)، التي ظهرت بتاريخ ١٣ آب ١٩٣١م، وشعارها: «يحتاج الحق إلى رجلين: الواحد لينطق به، والآخر ليفهمه»، وكان قوميًا عربيًا مشاكسًا، سُجن عدة مرات، كما توقفت جريدته مدة، التي تحولت من بعد إلى محلة أسبوعية (من أربع صفحات) مع العدد (١٩ -٠٢)، واتحدت مع جريدة (المرج) بتاريخ ٢٥ نيسان ١٩٣٤م وصدرت تحت اسم (النسر المرجعيوني) له ولأديب الرحال. وعادت (القلم الصريح) على شكل جريدة في ١٩٤٠/٢/١٥م، وتوقفت مع اشتداد الحرب الأهلية أواسط عام ١٩٧٦م، وكان المترجم له هو محررها الوحيد، ومصححها، وأمين صندوقها، ومراسلها، وكاتب افتتاحياتما!

(موقع، ۲۱/۷/۲٤م).

وجه (كاترو) المندوب السامى الفرنسي. بيروت، ثم اعتزل السياسة حتى وفاته. تمكن من اللغة الفرنسية، وعشق الكتابة بحا بما في الصحف<sup>(١)</sup>. ألفريد حتمل

<sup>(</sup>١) أعلام نحضة العرب في القرن العشرين ص ٤٣، موسوعة السياسة ٢٦١/١، مصادر الدراسة الأدبية ص ١٥٦٥. وصورته من (لبنان الآن) ۲۹ أيار ۲۰۰۸م.



ألفرد أبو سمرا .. صاحب جريدة (القلم الصريح)

وأصدر ابنه بحلدًا يحتوي على افتتاحيات والده في مجلته المذكورة (١).

ألفريد مرقس فرج (١٣٤٥ – ١٤٢٦ه = ١٩٢٦ – ٢٠٠٥م) كاتب وناقد مسرحي.



ولد في الزقازيق بمصر، نشأ وتعلم في الإسكندرية، تخرَّج في كلية الآداب بجامعتها، هوي المسرح منذ الصغر، درَّس اللغة الإنجليزية، ثم اتجه إلى الصحافة محرراً أدبياً وفنياً، مستشار المسرح المسمى بالإدارة العامة للثقافة الجماهيرية، مشرف على المسرح الكوميدي بالقاهرة، مستشار أدبى للهيئة العامة للمسرح بالقاهرة، خبير فنى بوزارة التعليم العالي بالجزائر، كاتب صحفى مقيم بلندن، أقام بألمانيا، وزار بلداناً عديدة في العالم، اعتقل مع مجموعة من اليساريين عام ١٩٥٩م، أسهم في إنشاء عدد كبير من فرق المحافظات المسرحية، كان من الذين وقعوا على الكتاب الذي صاغه توفيق الحكيم، كتب الكوميديا والتراجيدياء الفصحى والعامة، المسرحية الفكرية والشعبية، والدراما الاجتماعية.

(١) موقع الخيام، نقلاً عن بمحلة شؤون جنوبية ١١/١/٦م.

مات في لندن يوم الأحد ٢ ذي القعدة، ٤ كانون الأول (ديسمبر).

من مسرحياته: حلاق بغداد، سليمان الحلبي، عسكر وحرامية.

من قصصه ورواياته: مجموعة قصص قصيرة، حكايات الزمن الضائع في قرية مصرية، أيام وليالي السندباد، النار والزيتون: صور فلسطينية؟.

ومن دراساته ومقالاته: دليل المتفرج الذكي إلى المسرح، تأملات في الثقافة، مؤلفات ألفريه، الملاحة في بحار صعبة، أحاديث وراء الكواليس. وتنظر بقية مؤلفاته في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

#### ألفريد نديم بخاش (١٣٢٨ - ١٤١٤هـ = ١٩١٠ – ١٩٩٤م) فنان تشكيلي.

من حلب، من السريان الكاثوليك. درس الثانوية في معهد الفرير ماريست، ورسم في سن مبكرة، درّس في معهد الفنون الجميلة بالجامعة اللبنانية، وأقام في بيروت (غاليري من كل الدول والأقوام، فقصده كبار الزوار. عمل تماثيل لمشاهير، مثل أبي العلاء المعري، أنطوان سعادة، حسني الزعيم، علي ناصر. وهيّن أوهمها: السجين السياسي المجهول. وعيّن وأهمها: السجين السياسي المجهول. وعيّن الدولي. نال حوائز عالمية عديدة، وله أعمال معروفة في أشهر المتاحف العالمية. مات في ١٧ حزيران.

صدر فيه كتاب من تأليف فاروق سعد بعنوان: الفرد بخاش: السيرة المنسية لفنان رائد(٣).

 (٢) الأهرام ع ٤٣٤٦٦ (٢٠، ١٠/٢٤٢٩)، أعلام الأدب العربي المعاصر ١٠٤٢/٢، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٠٧، موسوعة أعلام مصر ص٧٢.

 (٣) تشرين ٢٦ تموز ٢٠٠٣م، الأسبوع الأدبي ع ٢٩٤٠، موقع مطرانية السريان الكاثوليك بحلب (استفيد منه في

#### الفونس حبيب صادق (۲۰۰۰ - ۱۶۲۱هـ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۰م)

لواء بحري ملاّح.
التحق بالكلية البحرية المصرية عند أول انشائها مدرّساً للملاحة والفلك، عمل على تقريب مقررات الملاحة البحرية، البحرية، وله إسهامات في إنشاء المعاهد البحرية العربية والإفريقية، كما أنشأ الجمعية العربية للملاحة، وجمعية أصدقاء الموسيقى، والجمعية المصرية للتنمية الاجتماعية وخدمة واصدر مجلة لنشر علوم تقنية النقل البحري.

#### ألفونس عزيز قديس (۱۰۰۰ - ۱٤۲۹ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

ألفونسو دي لاسيرْنا (١٣٤١ - ١٤٢٦ه = ١٩٢٢ - ٢٠٠٦م) دبلوماسي ثقافي.



ولادته في مدينة سنتاندير بإسبانيا، حصل على إجازة في الحقوق من جامعة مدريد، عمل في عدة مناصب بوزارة الخارجية، منها: مدير العلاقات الثقافية بحا، وسغير في المغرب، ورئيس البعثة الإسبانية الدائمة

جمادي الأخرة ١٤٣٢ه).

(٤) الأهرام ع ٤١٦٤٢ (٤٠/٩/١٥) دومصدر آخر فاتني توثيقه. استطاع عشاركة أخيه ليفون أن يُصدرا بحلة

أسبوعية. ومع نشوب الحرب العالمية الأولى،

وبالرغم من بدء عمليات التهجير للأرمن،

إلا أن صاروحان وأخاه ظلا في مدرستهما

حتى انتهاء الحرب في عام ١٩١٨م. بل وأظهرا كل الاحترام لتركيا، وبعد تخرجه

من المدرسة عمل في الجيش الإنحليزي

مترجماً من وإلى اللغات الروسية، والتركية،

والإنجليزية، وفي الوقت نفسه كانت رسومه

الكاريكاتيرية تنشر في المحلات والصحف

الأرمينية، مثل جريدة «جافروش». في عام

١٩٢٢م غادر تركيا متجهاً إلى النمسا

حيث عمه، توجه بعد ذلك الأخوان إلى

مدينة بروكسل، حيث استطاع صاروحان

بمساعدة عمه أن يحصل على منحة دراسية

في أكادعية فنون الجرافيك، واستطاع أن ينهى دراسته في عامين فقط!! وفي عام ١٩٢٤م غادر صاروخان مدينة بروكسل متجهاً إلى الإسكندرية ثم إلى القاهرة،

حاملاً معه ١٢٥ عملاً فنياً، من ضمنها

الرسوم الدقيقة الخاصة بتشريح حسم

الإنسان، وكذلك بعض الاسكتشات المختلفة للكاثنات الحية مرسومة بالفحم،

أمام مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ثم كان رئيسًا للمجلس الأعلى للشؤون الخارجية. وقد نشط أدبيًا، ونشر مئات المقالات في الصحافة الإسبانية، وكان محاضرًا ومؤلفًا متعاونًا، وأسهم بنشاط مكثف في دعم الروابط الثقافية بين إسبانيا والمغرب، وحمل صفة مواطن شرف من مدينة القيروان. توفي يوم الأربعاء ٢٦ ذي الحجة، ٢٥ يناير. ومن كتبه: مشاهد من تونس، السفارات الإسبانية وتاريخها، جنوبي طريفة: المغرب وإسبانيا: سوء تفاهم تاريخي (ترجم إلى العربية)(١).

ألفيا سعد الدين عشماوي (+++- 1721 = +++-11+74) (تكملة معجم المؤلفين)

ألكسندر ألكسندروفيتش كوفاليوف (7271 - 1731a = 7781 - . . . Ya) مستشرق.



تخرَّج في المعهد العسكري للغات الأجنبية بموسكو، ثم درَّس فيه، وبعد انتقاله إلى السلك المدني انتخب رئيسًا لقسم اللغة العربية وآدابها لمعهد اللغات الشرقية التابع لجامعة موسكو، فمديرًا للمعهد، وتغير اسمه إلى "معهد بلدان آسيا وإفريقيا"،

(١) دليل أكاديمية المملكة المغربية ص١٨٤٠.

(٢) موقع معلومات عن روسيا ١٥/٦/١٥ ٢م.

فكان أستاذ اللغة العربية كها، وبقسم لغات الشرق الأوسط في الجامعة العسكرية ېوسکو ،

ألَّف مع جريجوري شرباتوف كتاب "دروس اللغة العربية" فكان المرجع الرئيسي لدارسي اللغة العربية في الاتحاد السوفيتي، ومازال يدرَّس في المعاهد.

وله أكثر من (۲۰۰) بحث علمي وتربوي، نشرت في حوالي (٥٠١) ملزمة مطبوعة(١٠).

ألكسندر هاكوب صاروخان (V171 - VP71a = PPA1 - VVP14) من رواد الكاريكاتير السياسي في مصر.



ولد في منطقة القوقاز، وهو الابن الثالث لأب كان يعمل في تجارة الأقمشة، لكن أسرته فضلت الانتقال إلى منطقة باتومى ليتسنى له العمل في تجارة النفط، بعد أن أصبحت باتومى أو باطوم ميناء على البحر الأسود، وهناك ظهر اهتمام صاروخان ووالده بفن الرسم، شجعت الدولة العثمانية صاروخان وعائلته على السفر إلى تركيا (إستانبول) في عام ١٩٠٨م لتأسيس تجارة في النفط القوقازي، ثم ما لبث أن عاد والداه إلى مدينة باتومى في عام ١٩١٢م. درس صاروحان في تركيا اللغات المختلفة في المدارس الدينية الكاثوليكية، وظهرت مواهبه الصحفية منذ سن مبكرة حيث

والقلم الرصاص. فجاء إلى مصر ناضجاً من الناحية الفنية، تسبقه شهرته، إضافة إلى نشر أعماله الفنية في بحلة «السينما الأرمينية»، وقام بتدريس فن الرسوم في المدرسة الأرمينية ببولاق، وكان يتقن الإنجليزية والأرمينية والتركية والعربية والفرنسية والعبرية والروسية. عمل في «روز اليوسف» (١٣) سنة، وفي (أخبار اليوم) حتى وفاته. وقد قدم شخصيتين عارضتين رسومه الكاريكاتورية، هما «مخضوض باشا الفزعنجي»، و «إشاعة هانم». أما الشخصية الثابتة التي قدمها فهي «المصري أفندي». واستخدم رموزا وشخصيات متعارف عليها عالمياً، مثل العم سام. ويظهر في هذا تأثره الواضح بفن الكاريكاتير الأجنبي القدم.

وذكر ناقد فني أن فكره وروحه الساخرة والماجنة تتجلى في رسومه الاجتماعية عن مواطنيه الأرمن، بينما يتوارى أغلب المكر والسخرية والجون في رسومه عن السياسة المصرية. فهو رسام خواف، وغير متورط ولا سياسة هذا البلد، وقد عمقت ذلك عنده طريقة مدرسة أخبار اليوم في الكاريكاتير التي تقصر دور الرسام على تنفيذ رسم عن كاتباً وليس رساماً. تملكه الحنين دائماً للعودة إلى أرمينيا، لكنها أصبحت في ذلك للوقت جهورية سوفيتية، ولم يحصل على الجنسية المصرية إلا عند بلوغه سن الستين.

Sazoukhan 4. Humpter

توقيع صاروخان (هكذا في مصدره أنه توقيعه)

ومن مؤلفاته: كتابه «تلك الحرب» الذي تنبأ فيه بنشوب الحرب العالمية الثانية. كذلك نشر كتاباً عن الكاريكاتير السياسي تحت عنوان «العام السياسي عن فن الكاريكاتير، وله خمس مسرحيات بالأرمينية، ومقال بعنوان «كيف جئت إلى مصر»(۱).

#### ألماس مسعود الدويك (١٣٢١ – ١٣٩٨ه = ١٩٠٤ – ١٩٧٨م) أديبة، كاتبة للأطفال.

ولدت في الشويفات بلبنان، وامتهنت في كتاباتها المحالات النسائية، فكتبت

(١) روز اليوسف ص ٣١٥، أعلام مصر في القرن العشرين ص ٢٦١، موسوعة شخصيات أرمنية ص ١٨٤.

في «المرأة الجديدة» لصاحبتها جوليا طعمة، و«الفجر» للأميرة نجلا أبي اللمع، و«منيرفا» لماري يني عطا الله، و«الخدر» لعفيفة صعب، وكتبت أيضاً في «الجمهور». أقامت صلات أدبية مع كبار الأديبات والأدباء، مثل مي زيادة وميخائيل نعيمة وبولس سلامة وغيرهم.

عنيت بصورة خاصة بالقصص القصيرة للصغار، فطبع لها في مطبعة سمير في بيروت: بلابل الربيع، صوت سالم، الصديق الوفي، حيلة أبي زهرة، سوسن وأمها، عامرة وحمادي، قوة التعاون، ضيافة العرب(").

إلهام أبو القاسم محمد (٠٠٠ - ١٤٣٣هـ = ٠٠٠ - ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

إلهامي حسن (١٣٤٥ – ١٤٢٢ه = ١٩٢٦ – ٢٠٠١م) مخرج كاتب.



من مصر. حصل على دبلوم الأكاديمية الملكية للفنِّ من لندن، عاد واتجه نحو التأليف والإخراج، وعمل أستاذًا للتمثيل في معهد الفنون المسرحية، وفي معهد السينما، وكتب الكثير من المقالات في السينما والمسرح. توفي يوم السبت ١٩ رجب، ٢ أكتوبر.

وله من الكتب: تاريخ المسرح، تاريخ (۲) معجم أعلام الدروز ۲/۲۲، قرى ومدن لبنان ۲۳۳/۷، نساء من بلادي ص ۱۱۹ (وورد اسم والدها في هذا المصدر: سلمان).

السينما المصرية، وأعدَّ مشروعًا ضخمًا عن تاريخ السينما لحساب صندوق التنمية الثقافية لم يطبع (٢).

إلياس إبراهيم حمارنة (١٣٣٩ - ١٩٢١هـ = ١٩٢٠ - ٢٠٠٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### إلياس إبراهيم ربابي (١٣٣٢ - ١٤٢٠هـ؟ = ١٩١٣ - ١٩٩٩م)

محرر صحفی، حزبی، خطیب.

من «جديتا» التابعة لقضاء زحلة بلبنان، درس الأدب العربي في زحلة وحلب، المخرط في حزب الكتائب فكان خطيبه البليغ ورئيس هيئة الشورى فيه، وكانت له صلات بمنظمات صهيونية آنذاك، أنشأ وأدار جريدة «العمل»، وتميّز بكتابة زاوية «حصاد الأيام» فيها، حرّر في كبريات الصحف، دخل السلك الدبلوماسي فكان سفيراً في الأرجنتين وألمانيا والمكسيك. مات في هولندا.

له تآلیف ومحاضرات وترجمات، ومن عناوین کتبه: أبیض وأسود(<sup>۱)</sup>.

إلياس أنيس خوري (١٣٦٨ - ١٤٣٠ هـ = ١٩٤٨ – ٢٠٠٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

إلياس جرجي قنيزح (١٣٣٢ - ١٤١٧ه = ١٩١٣ - ١٩٩٧م) رئيس الحزب القومي السوري.

<sup>(</sup>٣) موسوعة المتعرجين ص٨٦.

<sup>(</sup>٤) دليل الإعلام والأعلام ص ٤٥٤، قرى ومدن لبنان

Élias farkat Estado do Pasamá Brazil Lapa



الرياضيات في مدارس مدينته، انتسب إلى

الحزب القومي السوري عام ١٩٣٥م، وكان

مقرباً من زعيم الحزب أنطوان سعادة، الذي

أسند إليه رئاسة لجنة التحقيقات الإدارية،

وهي بمثابة محكمة حزبية عليا. انتخب

رئيساً للحزب عام ١٣٩٥هـ (١٩٧٥م).

من كتبه المطبوعة: مآثر من سعادة (١).

مات في بيروت.

سیا ۲۷ کے

يأاباعبدالك

للد حمدة فهره المحدة المحدة واحدة فهره في ه المحدة المحدة

إلياس فرحات (خطه)

الشعر الفصيح. اشترك مع توفيق ضعون في إصدار بحلة «الجديد» ثم حرر في جريدة «المقرعة». حصل على جائزة الشعر من بحمع فؤاد الأول. نشر شعره في صحيفتي «أبو المول» و «الأفكار». وكان من أهم أصدقائه الشاعر القروي سليم الخوري. له عدة دواوين أصدرها في مهجره، وقد جمع المجموعة الأولى من قصائده في كتاب أسماه «الرباعيات». دواوينه: ديوان فرحات، ديوان الربيع، أحلام الراعي، فواكه رجعية، مطلع الشتاء. وله أيضًا: عودة الغائب، قال الراوي(٢).

إلياس حمارنة = إلياس إبراهيم حمارنة

إلياس حنا الرنتيسي (١٣٢٩ - ١٩١٥هـ؟ = ١٩١١ - ١٩٩٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

 (٢) مشاهير الشعراء والأدباء ص ٣٢، الرواد في الحقيقة اللبنانية ص ١٦٤، هكذا عرفتهم ١٢٣/٦. إلياس جريس = إلياس خليل جريس

إلياس حبيب فرحات (١٣١١ - ١٣٩٧هـ = ١٨٩٣ - ١٩٧٧م) شاعر مهجري.



ولد في قرية كفرشيما بلبنان، تلقى مبادئ القراءة في دير القرقفة. اشتهر منذ صغره بنظم الزجل اللبناني. ترك المدرسة وهو ابن عشر سنوات. عمل في التجارة، ثم احترف الطباعة. واشتغل في عدة جرائد. هاجر إلى البرازيل عام ١٩١٠م وعاش مع إخوته، ثم جاء إلى سان باولو، واتجه إلى مطالعة (١) شخصيات سورية في القرن العشرين (حرف القاف)

إلياس خرفان مسُّوح (۱۳۵۲ - ۱۹۲۸ = ۱۹۳۳ - ۲۰۰۷م) عرر صحفى شاعر.



من بلدة مرمريتا غربيّ حمص بسورية، درس حتى المرحلة الثانوية، وانصرف إلى العمل السياسي والأدبي، عمل في بداية حياته بجريدة «البناء» الناطقة باسم الحزب القومي السوري في بيروت مع محمد الماغوط، ثم عمل في جريدة الهدف، والجلة، وملحق النهار، وغيرها، انتقل إلى الكويت ليعمل مديراً لتحرير جريدة الرأي العام وكاتباً لمقالاتها الافتتاحية، عاد إلى

إلياس خليل الهِرَاوِي (١٣٤٥ - ١٤٢٧ه = ١٩٢٦ - ٢٠٠٥)

من مواليد حوش الأمراء (زحلة). عمل

أولاً في الزراعة والتجارة، فكان ملَّاكاً

ورجل أعمال، رئيس بعلس إدارة الشركة

اللبنانية لتجفيف المنتجات الزراعية، رئيس

تعاونية مزارعي الشمندر السكري، رئيس

اتحاد التعاونيات الزراعية في لبنان، عضو

بحلس بلدية زحلة، نائب زحلة، عضو

تجمع النواب الموارنة المستقلين، وزير

الأشغال العامة والنقل، رئيس الجمهورية

سنة ١٤١٦هـ (١٩٨٩م)، مُدَّ له ١٤١٦

- ۱۹۹۹هـ (۱۹۹۰ - ۱۹۹۸م)، وقد

تسلُّم الرئاسة بعد الحرب الأهلية التي

دامت (١٥ سنة) فتميَّزت فترته بالاستقرار

والهدوء، حيث كانت أولى مهامه الإشراف

على التطبيق الفعلى لمعاهدة السلام بين

الطوائف، أذكر في لقاء أجري معه وقد سئل عن مطالعاته فقال إنه لا يقرأ، علق المحاور بأنه ليس لديه وقت لذلك! مات

بعد مرض طویل یوم الجمعة ۱۱ جمادی

الآخرة، ٧ تموز (يوليو) (١).

رئيس لبنان.

دمشق ليعمل مديراً عاماً مساعداً لوكالة الأنباء السورية، وتولى إدارة مكتب القبس، أو صوت الكويت، حتى إغلاقها، ثم تحول مديراً لمكتب مجلة العربي الكويتية فيها، عضو في اتحاد الصحفيين العرب واتحاد الكتاب. مات في ١٣ ذي الحجة، ٢٢ ديسمبر (كانون الأول)، وفي مصدر: ٢٤ ديسمبر

مراح ني لوبة الجوع يغرف البيعة ، برمي البلالمون المار ( المفي رحية ( المعجبين ... مرت را مع نوت البطون مات را ما نوم مات راها به نوم معرف البطاه من معون عبرت بي ك ب نديم ولحظة من معون عبرت بيك و ك ب نديم ولحظة من معون عبرت بيك و ك ب نديم ولحظة من معون غبرت بيك و ك ب نديم ولحظة من معون مرت و الجواع به مشرق الأسبى والجو رسور و له فوال المار كالعيد الله المعيد الله

#### إلياس مسوح (خطه)

له من الدواوين: حنان يا أصدقائي، همس الحبر (خ). وله أيضًا: سنوات الرياح: مقالات في السياسة (١).

إلياس خليل جويس (١٣٦٦ - ١٤١٨هـ = ١٩٤٦ – ١٩٩٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

إ**لياس خليل زخريا** (۱۳۲۹ - ۱۶۰۲هـ = ۱۹۱۱ – ۱۹۸۹م) أديب، إدار*ي*.

(١) معجم البابطين ١/٤/١، ومما كتبه حمزة عليان في

جريلة القبس ٢٠٠٧/١٢/٢٨م، تراجم أعضاء اتحاد

الكتاب ص ١٠٩٢،

(۲) النهار ع ۱۹۲۷ (۱۹۸۹/۵۳۱م)، شخصیات وأدوار ص ۲۰۹۱ معجم البابطين لشعراء العربية.

من لبنان، عمل في النضال السياسي، وفي العمل التربوي، وفي الخدمة في إدارات الدولة المتعددة، من وزارة التربية، إلى وزارة الزراعة، إلى محلس الخدمة المدنية، وانتهاء بوزارة العدل. اتخذ من التقدمية والاشتراكية منهجًا، وآمن بقومية لبنان العربية، وكان قد أسَّس مع رفاق له «منظمة الغساسنة» التي كان هدفها جمع شتات الشباب اللبناني وتوثيق عرى التفاهم بينهم (؟) ثم قاموا بحلّها! وكان أديبًا يكتب بلغة سليمة، وفقد بصره في السنوات الأخيرة من حياته. له عدد ضحم من المقالات الأدبية والقصائد نشرت في: المعرض، الجمهور، العرائس، الأديب، الأحرار، النهار، الديار، البلاد، كل شيء، بيروت، الهدف.. كما راسل سواها في الخارج.

وترك (١٦) كتاباً كان قد هيأها للنشر وصنفها وأراد دفعها للطبع دفعة واحدة، لكنها لم تبصر النور وهو على قيد الحياة. ومن تلك العناوين: دواوين: اللؤلؤ الأحمر، أصابع اليقين، وطن، شعر ونثر، أحتي، أناشيد.

غير ذلك: عيون الورد، الورق المقطف (٢ج)، ثمالات في القلب، وعلق على طبعة من كتاب (كليلة ودمنة)، وله كتب أخرى في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).



صيعة مددن كاند عن أقفع النبيج العقومة والتبر مداورة مسئلة ومعيدة الدارات ما ماما على المسئلة والبيئية المراشرة المرازلة

دارالاندلس

إلياس خوري = إلياس أنيس خوري

إلياس الخوري (١٣١٤ – ١٣٩٧هـ = ١٨٩٦ – ١٩٧٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٣) قرى ومدن لبنان ٧/٤٣، دليل الإعلام والأعلام ص ٥٨٤) (ونيه ولادته ١٩٣٠م).

إلياس سركيس = إلياس يوسف سركيس

إلياس سعد غالي (١٣٢٦ - ١٤١٦ه = ١٩٠٨ - ١٩٩٦م) باحث مترجم.



من دمشق، درس في المدرسة البطريركية، حصل على الثانوية، منحته وزارة العدل شهادة تخوله القيام بالترجمة من وإلى العربية والفرنسية. عين رئيس دائرة في محكمة النقض، ثم أميناً لمكتبة وزارة العدل، ومنحته الحكومة الإيطالية وسامًا برتبة فارس لأبحاثه في أدب دانتي. اهتم بتراث المعري خاصة، فأرشف جميع البحوث والمقالات والمؤلفات فأرشف جميع البحوث والمقالات والمؤلفات القديمة والمعاصرة التي تحدثت عنه، إضافة إلى مؤلفاته، وكتب عنه مقالات وبحوثاً

من مؤلفاته وترجماته: بحوث علائية، حديقة الحيوان في لزوميات أبي العلاء المعري، حديقة العلاء المعري، حديقة النسل في لزوميات أبي العلاء المعري، حديقة النسل في لزوميات أبي العلاء المعري، رسالة الغفران والكوميديا الإلمية في لمحات تاريخية، دانتي: المربي العبقري/ فرنان شيشفر (ترجمة)، قبسات المتواث الإنساني، مسامرات الأموات واستفتاء ميت/ لوقيانوس السميساطي واستفتاء ميت/ لوقيانوس السميساطي زرجمة)، عنترة (مسرحية بالفرنسية لشكري غانم، ترجمة)، نباتية أبي العلاء وشكه (۱).

إلياس شكري شوفاني (۱۳۵۱ - ۱۶۳۶ه = ۱۹۳۲ - ۲۰۱۳م) كاتب وطني، مناضل يساري.



من مواليد قرية معليا بالجليل الأعلى في فلسطين. أكمل دراسته الجامعية في الجامعة العبرية بالقدس، ونال شهادة الدكتوراه في التاريخ من جامعة برنستون بأمريكا، درَّس في جامعة ماريلاند، وانضم إلى حركة فتح عندماكان هناك، وعمل مسؤولًا إعلاميًا، ومسؤولًا متخصصًا في الشأن الإسرائيلي والحركة الصهيونية بمركز الدراسات الفلسطينية في بيروت، واعتبر من المؤسّسين الرواد للدراسة الأكاديمية والعلمية التاريخية والمعمقة للصهيونية، وكان من قادة التيار الديمقراطي في (فتح)، وقاد عام ١٩٨٣م انتفاضة على قيادة الحركة بعد الخروج من بيروت بعد أن تيقن أنها انحرفت عن دريها، وكان يراهن على تأسيس وتحذير تيار يساري ودعقراطي تعددي فيها، وانتهى إلى الانشقاق عن الحركة وترك العمل السياسي، وتفرغ للبحث والكتابة. توفي يوم السبت ١٥ ربيع الأول، ٢٦ كانون الثاني (يناير) بدمشق.

من آثاره ترجمة وتأليفًا: إسرائيل في ٥٠ عامًا: المشروع الصهيوني من المحرد إلى الملموس، إسرائيل ومشروع كارتر، بوح في المتاح: حوار شامل مع الدكتور إلياس شوفاني في الفكر والسياسة والتجربة (أجراه

سورية ص١٣٦، الثقافة (سورية) جمادى الأولى ١٤٢٦هـ ص ٥٩، موسوعة أعلام سورية ٣/ ٣٨٠، وجموه مضيفة ص ٢٩٥، معجم لملولفين السوريين ص ٢٨٥.

مصطفى الولي وعبده الأسدي)، التقصير:
الخلل في إدارة الصراع العربي الصهيوني، مرثية
الصفاء: سيرة ذاتية، الحروب الإسرائيلية
العربية في القرن العشرين، حروب الردة:
دراسة نقدية في المصادر (أصله دكتوراه)،
رحلة في الرحيل: فصول في الذاكرة لم
تكتمل، مذكرات سمسار أراض صهيوني/
يوسيف نحماني (ترجمة)، من تسوية إلى
يوسيف نحماني (ترجمة)، من تسوية إلى
حلف: طريق بيغن إلى القاهرة، هزيمة
إسرائيل في لبنان. ومؤلفات أخرى له في
إسرائيل في لبنان. ومؤلفات أخرى له في

#### إلياس عبدالكريم (۱۰۰۰ - ۱٤۳۳ه = ۲۰۱۰ - ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

إلياس عبدالله ندور (۱۳۳۱ - ۱۹۰۰هـ ۱۹۱۲ - ۱۹۸۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

إلياس عبود إدلبي = ناوفيطوس إدلبي

إلياس فرح (١٣٤٦ – ١٩٣٥ه = ١٩٢٧ – ٢٠١٣م) كاتب وقيادي حزبي.



من مواليد مدينة جسر الشغور في سورية، (٢) كل العرب ٢٠١٣/٢/٢م، عرب ٤٨ ( ٢ ٢/ ٢/ ٢ ٢ ٢م) .

نال الشهادة الجامعية من كلية الآداب بجامعة دمشق، والدكتوراه في التربية وعلم النفس من جامعة جنيف، ودرَّس في مدارس حلب. انتمى إلى حزب البعث ونشط فيه وروَّج الأفكاره حتى كان في القيادة القومية للحزب، ومن المقرَّبين إلى ميشيل في تطوير عمل مكتب الثقافة والإعلام قد التجأ إلى العراق بعد انشقاق الحزب التعاق الحزب وانقلاب حدث في دمشق عام ١٣٨٦هـ وانقلاب حدث في دمشق عام ١٣٨٦هـ وانقلاب حدث في دمشق عام ١٣٨٦هـ (٢٠٠٣م)، حيث عاد واستقرَّ بدمشق، ثم انتقل إلى دبي، ونعي من هناك في ٥ صفر، انتقل إلى دبي، ونعي من هناك في ٥ صفر،

وله كتب، من مثل: الأبعاد الفكرية والنضالية لتأسيس البعث، بين الإنسان والعلم والتكنولوجيا، تطور الفكر الاشتراكي للبعث حزب الطبقة العاملة، تطور الفكر الماركسي: عرض ونقد، حول الثورة العربية والثقافة والفن، حول أيديولوجية الثورة العربية، الفكر العربي الثوري، في الثقافة والحضارة، القومية العربية والوحدة العربية أمام تحدي المصير، المرأة في فكر ونضال حزب البعث العربي الاشتراكي، مرحلة الوحدة، مستقبل العمل الثوري العربي، الوطن العربي بعد الحرب العالمية الثانية، الوطن العربي بعد الحرب العالمية الثانية، تطور الأيديولوجية العربية الثورية، قراءة منهجية في كتاب سبيل البعث(۱).

#### إلياس فرحات = إلياس حبيب فرحات

#### إلياس قربان (۱۰۰۰ - ۱٤۳۰هـ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### إلياس قنصل = إلياس ميخائيل قنصل

# إلياس لاون الحويّك

(۱۳۲۲ - ۱۹۰۷ ه = ۱۹۰۴ - ۱۹۲۷م) محرر صحفي، فنان تشكيلي، شاعر زجلي. من «حِلْتا» في قضاء البترون بلبنان، أسَّس حريدة «السفير» وحده، وكتب باسم ابن برايا، أسهم في تأسيس «الاتحاد اللبناني» في فرنسا، منقِّح الموسوعة العربية الميسرة (۲).

إلياس مرق<u>ص.</u> (۱۳۶۸ – ۱۶۱۱ه = ۱۹۲۹ – ۱۹۹۱م) مفكر وباحث قومي اشتراكي.



ولد في اللاذقية، حصل على إجازة في علوم الاجتماع والتربية من بلجيكا، درّس في ثانويات اللاذقية ودار المعلمين. أسهم في تحرير مجلة «دراسات عربية»، وتأسيس دار الحقيقة، شارك في إصدار مجلة «الواقع»، وتأسيس مجلة «الوحدة» التي صدرت في مدينة الرباط بالمغرب، وكانت تنطق باسم من المستشارين العرب، نشر عدداً كبيراً من المقالات والدراسات في المجلات العربية من المقالات والدراسات في المجلات العربية بالوحدة العربية، وكانت له إسهامات بالوحدة العربية، وكانت له إسهامات عتلفة في عدد من الندوات الفكرية المكرية المحربة عدد من الندوات الفكرية المحربة المحربة المحربة المحربة المحربة المحربة العربة في عدد من الندوات الفكرية المحربة ا

والثقافية، وذكر كاتب يساري أنه درس الفكر الماركسي وتشبَّع بأفكاره، ولكنه فقد حوانب منه، كما نقد الفكر القومي. مات في ٢٦ كانون الثاني.

صدر فيه كتاب: ندوة إلياس مرقص والفكر القومي.

وآخر عنوانه: خارج السرب: إلياس مرقص، ياسين حافظ/ مصطفى الولى.

بلغت مؤلفاته نحو (٣٠) كتاباً، وترجم عن الفرنسية (٢٩) كتاباً، منها: القرى الأولى في بلاد الشام، المؤلفات السياسية الكبرى من مكيافلي إلى أيامنا/ جاك شوفاليه (ترجمة)، جاذبية الإسلام/ روبنسون (ترجمة)، الماركسية في عصرنا، نقد الفكر القومي لساطع الحصري، تاريخ الأحزاب الشيوعية في الوطن العربي، الأثمية الشيوعية والتقدم، نقد العقلانية العربية، المعقلانية والتقدم، نقد العقلانية العربية، وذكر له غير هذا في العملية معجم المؤلفين) (٣).

إلياس (الرابع) معوض (١٣٣٣ - ١٣٩٩ه = ١٩١٤ - ١٩٧٩م) بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.



ولد في الشوير بلبنان، تخرج في الكلية الأرثوذكسية بحمص، حاز على الإجازة العليا في اللاهوت والفلسفة بإستانبول، انتخب بطريركاً على أنطاكية وسائر المشرق عام ١٣٩٠هـ (١٩٧٠م)، أنشأ

معجم أسماء الأسر ص٧٧٥.

 <sup>(</sup>۱) من نعي حزب البعث له في موقع ذي قار بتاريخ
 ۲۰۱۳/۱۲/۸ الموسوعة الحرة ۱۳/۱۳/۱ ۲۸. وليس هو «إلياس فرح الخوري» .

 <sup>(</sup>٣) دعاة الفكر القومي العربي ص٢٥٥، أعلام مبنعون
 ص ٢٣١، رواية اسمها سورية ص ٢٣٠١، معجم المؤلفين
 السوريين ص ٤٨١.

عُتارة، أدب المغتربين، هنا وهناك، السهام، في مهب

الريح، الأسلاك الشائكة،

المؤلفين)(٢).

رئيس لبنان.

العبرات الملتهبة، على مذبح الوطنية،

بسمات الفجر، بحلة المناهل، ألحان

الغروب، النبي العربي الكريم. وله قصص

وكتب أخرى ذكرت في (تكملة معجم

إلياس ندور = إلياس عبدالله ندور

إلياس نعمة الله غصن

(1771 - 0.314 = 1.81 - 01814)

(تكملة معجم المؤلفين)

إلياس يوسف سركيس

(7371 - 0+31a = 3781 - 0A815)

مركز الدراسات الأنطاكي الأرثوذكسي في بيروت، وأنشأ جامعة البلمند في الكورة بلبنان، وطور المدارس الآسية بدمشق. من كتبه: من الشعر اليوناني الحديث (ترجمة)، الحياة في المسيح/ نقولا كابا سيلاس (تعريب عن اليونانية)، الآباء الرسوليون (ترجمة عن اليونانية)، كنيسة المشرق العربي، اللبنانيون والمصير المسيحي، عنصرة الاغتراب الأنطاكي، القيامة والإنسان المعاصر (بالفرنسية)(١).

إلياس ميخائيل عوض (تكملة معجم المؤلفين)

شاعر من أدباء المهجر.



تعليمه في مدرسة مدينته الابتدائية، وهاجر إلى (البرازيل) برفقة والده عام ١٩٢٥م، ثم إلى الأرجنتين. تولى رئاسة تحرير «الجريدة السورية اللبنانية» في مدينة (بوينس أيرس)، كما أصدر محلة «المناهل»، وفي دمشق أصدر بحلة «الفنون»، كما ألقى في الأرجنتين المحاضرات التي تلقى الضوء على حضارة العرب باللغة الإسبانية. توفي في ٢٠ آذار بالأرجنتين.

صدر فيه كتاب من إعداد فريد جحا عنوانه: إلياس قنصل الشاعر والكاتب (١) موسوعة أعلام سورية ٢٦١/٤.

(٢) ديوان الشعر العربي ٢/١٨١، فلسطين في الأدب المهجري ص ٢٤٣، الغيصل ع ٥١ (رمضان ١٤٠١هـ)، معجم البابطين لشعراء العرب،

a later della والإنسان العربي. ورسالة جامعية بعنوان: ( State Com إلياس قنصل: حياته a light or who وشعره/ أيمن عثمان عبدالعليم (ماجستير – جامعة القاهرة، ٢٥ ٤ ١هـ). ELIAS KONSOL له من الأعمال الأدبية AVENIDA SAN MARTIN 6918 المطبوعة شعراً ونشراً (٤٢) (1919) Duzzons AMES كتابأ باللغتين العربية والإسبانية، منها: رباعيات -MP CONTINGO

إلياس قنصل (خطه)

مولده في بلدة الشبانية بالمتن الجنوبي، حائز على شهادة في الحقوق عام ١٩٤١م، مارس المحاماة، وعين قاضيًا في ديوان المحاسبة، ومديرًا عامًا لغرفة رئاسة الجمهورية، وحاكمًا لمصرف لبنان المركزي لمدة تسع سنوات، رأس جمهورية لبنان (١٩٧٦ - ١٩٨٢م)، تولى الحكم إثر صراع دام شهدته لبنان في أواخر عهد الرئيس سليمان فرنجية، وذهب ضحيته آلاف القتلى والحرحي. وُفِّق إلى إقرار الأمن والنظام في بدء عهده، ولكن الصراع الدامي ما لبث أن غلب بعدُ على السنوات الأخيرة من ولايته (٣).

#### أليجا غوردون براون (A371 - 0721a = P7P1 - 3 + + 7a)

باحثة ناشطة في القضية الفلسطينية. ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية، تخرجت في جامعة كولومبيا بنيويورك، وأثناء دراستها أعطتها صديقة لها معلومات عامة عن فلسطين، مما دعاها إلى البحث والتعمق في تاريخها، تركت أمريكا واتجهت إلى مصر، ومنها إلى لبنان، ثم ماليزيا في

(٣) معجم أعلام المورد ص٢٣٧، الموسوعة الموجزة مج٣ ص ٢٢٤، دليل الإعلام والأعلام ص ٤٦٥، موقع رئاسة الجمهورية (لبنان) استفيد منه في جمادي الآخرة ٤٣٢ هـ.

# (+++ - 3+) (4 = +++ - 1AP (4)

إلياس ميخائيل قنصل  $(7771 - 1 \cdot 316 = 3111 - 14119)$ 



ولد في مدينة يبرود السورية، تلقى مبادئ

عام ۱۳۷۷هـ (۱۹۵۷م) واتخذت منها مركزاً لنشاطاتها، واعتنقت الإسلام. كانت تسافر دورياً إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وتساعدهم في برامج تعليمية وثقافية ومساعدات غذائية، وصارت القضية الفلسطينية أثيرة لديها، تدافع عنها، وتجمع التبرعات والأدوية، حتى عندما أُقعدت. وكانت باحثة مؤسّسة في معهد الأبحاث الاجتماعية الماليزي، وقامت بتحرير العديد من الكتب لها علاقة بتاريخ ماليزيا وأندونيسيا وفلسطين.

ومن مؤلفاتها: فلسطينيون يتحدثون: رسمت الثلج بالسواد لأبي خائفة من الأيام (تضمن شهادات ناجين من مذبحة صيرا وشاتيلا)، بكرة في المشمش (عن الثورة المصرية ورجالاتها)، عندما أصبحت ألبجا (مذكراتها، جرا)(١).

#### إليس إلياس (1171 - 1114 - 1114 - 1114) (تكملة معجم المؤلفين)

# أليفة رفعت (P371 - 1131a = +791 - 1991g)

من مصر، حصلت على شهادة الثقافة النسوية، درست اللغة الإنجليزية بالمعهد البريطاني في القاهرة، تعلمت الرسم والموسيقى بمدرسة الراهبات الإيطاليات، نشرت إنتاجها بأسماء مستعارة لعدم موافقة زوجها على ممارسة الأدب، ترجمت محموعة قصصية لها إلى الإنجليزية.

من آثارها القصصية والروائية: جوهرة فرعون، حواء تعود بآدم وقصص أخرى، صلاة الحب، ليل الشتاء الطويل، من يكون الرجل، في موسم الياسمين(٢).

(١) موقع التجديد العربي بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/٢٩م.

(٢) مصادر الأدب النسائي ص ٢٨٨.

(٣) إمتاع الفضلاء ٥/٥٩، الموسوعة الحرة ٢/١١/١٠،٠،

أم خلدون = جمال سليم نويهض

#### أم السعد محمد على نجم (7277 - 77274 = 6777 - 7774)حافظة مقرئة.

ولادتما في قرية البندادية بمحافظة المنوفية في مصر، فقدت بصرها وهي في العام الأول من عمرها، فنذرها أهلها لخدمة القرآن الكريم، حتى حفظته وهي في الخامسة عشرة من عمرها عدرسة حسن صبح في الإسكندرية، وعاشت هناك. وقد تعلمت القراءات العشر من الشيخة نفيسة أبو العلا، وحصلت منها على إجازة، وتزوجت أشهر القراء في إذاعة الإسكندرية محمد فريد نعمان، وكان مثلها ضريرًا. تلقّت القراءات من الشاطبية والدرّة، برواية حفص عن عاصم، وبينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم (٢٧) راويًا. وتردّد عليها لحفظ القرآن ونيل إجازات القراءات صنوف شتى من جميع الأعمار والتخصصات والمستويات الاجتماعية والعلمية، رجالًا ونساءً، وكانت تخصص لكلِّ طالب وقتًا لا يتجاوز ساعة في اليوم، حتى يختم القرآن الكريم، وكلما انتهى من قراءة منحته إجازة مكتوبة ومختومة بخاتمها. ومن مشاهير من منحتهم الإجازة القارئ الطبيب أحمد نعينع. ورحلت إلى الحجاز ومنحت إجازات في القراءات المختلفة لعشرات الحفاظ من بلاد إسلامية عديدة. وتوفيت بالإسكندرية يوم ١٦ رمضان، ٩ أكتوبر <sup>(۱)</sup>.

# إمام إبراهيم أحمد ( · · · - P 7 3 1 A = · · · - A · · ۲ a)

من مصر، أستاذ بقسم الفلك في كلية العلوم بجامعة القاهرة. مات في أواخر جمادى الأولى، أواخر مايو.

وله كتب، منها: تاريخ الفلك عند العرب، سكان المواكب، عالم الأفلاك، القمر/ فليكس ستون (ترجمة)، نافذة على الكون، أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني ( مع محمد جمال الفندي)، القانون المسعودي للبيروني (تحقيق)، تحديات نهايات الأقاليم للبيروين (تحقيق)، الشفاء (الرياضيات، علم الهيئة) لابن سينا (تحقيق).



إمام إبراهيم ناصف  $(7771 - 7771 = 3 \cdot 71 - 77714)$ (تكملة معجم المؤلفين)

# الإمام بن الشريف المجلسي (۱۳۳4 - ۱۹۱۷ - ۱۹۸۷ م) قاض عادل.

ولد قرب مدينة نواكشوط، ودرس في محضرة أسرته الشهيرة وعلى عدد من علماء عصره، حتى تضلُّع من الفقه والحديث والأصول والنحو والصرفء ودرس الشعر والسيرة والتاريخ، ثم مارس التدريس والفتيا والقضاء، واشتهر بعدالته في ذلك، حتى دعاه الناس: القاضي الإمام بن الشريف. له مجموعة من الرسائل ومنظومات علمية ودينية وفتاوى وشعر مخطوط (1).

الإعلام بمن زار الكويت من العلماء والأعلام ص. ٥٠.

<sup>(</sup>٤) معجم البابطين لشعراء العربية.

المعاء مؤهوا بناك مخور

#### إمام عبدالله الصفطاوي (PT++T - 1771 = 21272 - 1479) شاعر غنائي، كاتب مسرحي.



من القاهرة، لم يكمل دراسته في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، توظف في سكة الحديد، ولعب حارساً للأهلى تحت اسم «يورغو»، ثم عمل بوزارة العدل حتى التقاعد، وكان عضواً في نقابة المهن التمثيلية، وفي جمعية المؤلفين والملحنين، وكتب قصائد غنائية غنّاها مطربون، منها: ألفين صلاة على النبي. توفي في ١٢ صفر، ۱٤ أبريل.

له قصائد مخطوطة، وأخرى مسجلة في أرشيف الإذاعة، وعدد من الأوبريتات والمسرحيات الشعرية محفوظة في أرشيف الإذاعة كذلك، وتمثيلية أذيعت، ومسرحية شعرية للأطفال بعنوان: عيال الديرة، أنتجها تلفزيون الكويت (١).

#### إمام على الشيخ (3071 - 1721a = 0781 - 1105) شاعر إسلامي.



(١) أهل القن ص٦٣٦، معجم البابطين لشعراء العربية.

-----ا ارزردا ک الشَّاعِ أَصَاعِ إلى رَعَصِيمُ ورف المان شوروا ومروا المناول المفاور والمسولا - i gritet pare elle elle الله المع مناه في تطبيع . . . صلغ الجال بعليه والنوا مرصفت ماصنع الدلم وأند مر أ ولاحتما ولاونمول المام ما مرابع المعلى ما من المرابع ال عَلَاهُ مِعْلًا إِنَّهُ رِشْنَى الصلي لا الله يَرِي لا الله الله عَلَا الله عَلْ الله عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا الما الما الما الما من الما من الما منها والمعدل

إعام على الشيخ (خطه)

من مصر. حارب في لواء المدرعات

من مواليد البركل في السودان، تخرَّج في مدرسة سلاح الإشارة، وعمل في القوات المسلحة، انتقل إلى وزارة الثقافة والإعلام مهندسًا في المسرح القومي، ثم كان أمينًا عامًا للجنة القومية للصحافة والمطبوعات، فأمينًا عامًا لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، كما عمل أمينًا عامًا لاتحاد الأدباء بالسودان، وكتب في الصحف والمحلات، وكان داعية وكاتبًا أديبًا، التحق بالحركة الإسلامية منذ عام ١٣٧٣ه. توفي يوم الأثنين ٢٠ محرم، ٢٦ كانون الأول (ديسمبر).

طبع له كتاب: تأملات في الفنّ والحمال من منظور إسلامي.

ودواويته الطبوعة: أجنحة من نور، النحوم الشوارد، الليل الأبيض(٢).

# إمام عيسى = محمد أحمد عيسى

إمام مصطفى (\*\*\* - 343 / 4 = \*\*\* - 11 \* 74) أديب وكاتب مسرحي.

بصفوف الجيش، تخرّج في المعهد العالى للفنون المسرحية بالقاهرة، انتقل إلى قطر منذ عام ٤٠٢هـ، وكتب وأخرج للمسرح والتلفزيون وأعدُّ برامج، وكتب نقدًا مسرحيًا ومقالات فكاهية، كما نظم الشعر، ووضع حوارات ونصوصًا للأعمال الدرامية والبرامج طوال إقامته هناك نحو ربع قرن. توفي -لعله- يوم ٢٦ محرم، ٩ ديسمبر. من مؤلفاته: يوميات مقاتل في الجيش الثالث، ديوان أبجدة الغربة، مسرح عبدالرحمن الشرقاوي، رسالة مهمة ليد الرئيس، قطريات، بحور وفرجان، شخصيات أحببتها في قطر، صورة المرأة في مسرح عبدالرحمن المناعي، أكل عيش (١٠).

أمانة الله بن سيدي ولد جار الله  $(7771 - 7731 a = 7171 - 4 \cdot \cdot 74)$ عالم مشارك.

(٢) معجم المؤلفين السودانيين ٢٠٤/١ معجم البابطين

<sup>(</sup>٣) استنتاج من حوار أجري معه في: الرابة (النسخة الإلكترونية) ۲۸/۱۰/۱۲م، و ۲۰۱۲/۱۲/۱۰م، و -27 - 17/17/11

من موريتانيا، صرف اهتمامه منذ شبابه إلى طلب العلم، والتحق بمحضرة «أهل لبات» التي كانت تعتبر أشهر مراكز العلم بالمنطقة، وتخرج منها بعد أن نحل من معين علوم مختلفة، واتصل بالعلماء المشهورين، وكان مطلعاً على أغلب المراجع الفقهية للعروفة، وصار علماً بارزاً ومرجعاً للفتوى هناك. توفي يوم ٨ رجب(١).

أماني محمد سعيد الأزهري (١٣٦٠ - ١٣٢١ه = ١٩٤١ - ٢٠٠٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

أماني محمود فريد (۱۳۲۱ - ۱۳۲۷ه = ۱۹۲۷ - ۲۰۰۵م) ناشطة نسائية متحررة، شاعرة.

من القاهرة، تخرَّجت في المعهد العالي للتربية، درَّست في ثانويات، ثم استقالت لتعمل محرِّرة صحفية بدار الهلال، وجريدة القاهرة المسائية، مندوبة لمحلس قيادة الثورة، وكتبت في البلاغ، والكتلة، ومسامرات المجيب. أسست مجلة «بنت الشرق»، وكانت عضواً في جمعية هدى شعراوي، المداعية إلى تحرير المرأة من الدين والأخلاق، وفي نقابة الصحفيين، واتحاد الكتاب، وكان لما صالون أدبي، وعلى صداقة مع إبراهيم فا صالون أدبي، وعلى صداقة مع إبراهيم عام ١٩٥٤م للمطالبة به «حقوق المرأة عام ١٩٥٤م للمطالبة به «حقوق المرأة السياسية».

هدية رفودته إلى مهزة حاجبالسيللكي النيسر فصل آل سود مواصلة أيات مج مرااك، أمان فرد

أماني فريد (خطها)

مؤلفاتها: ذكريات، أقاصيص الغروب (١) الأخبار (وكالة أنباء موريتانية مستقله) إثر وفاته.

(بالمشاركة)، ملائكة وأمواج ورجال، هسات ولفتات، حول العالم (٢ج)، مصرية في أمريكا، المرأة الألمانية كما عرفتها، مصرية في ربوع الشام، أوروبا بين الحدّ واللهو، المرأة المصرية والبرلمان، أيام وذكريات، وديوانا شعر: فكر وروح، قلب يتحدث(٢).

أمبرتو ريزيتا = أومبرتو...

امتثال محمد سویفی (۱۰۰۰ – ۱٤۲۸ هـ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تکملة معجم المؤلفین)

امتياز على عرشي (١٣٢٢ - ١٩٠١ = ١٩٠٤ - ١٩٨١م) محقق مفهرس، متخصص في المخطوطات والكتب النادرة.

من الهند، درس العلوم الإسلامية والأدبية، ثم عكف على الدراسة والبحث والاهتمام بالتحقيق في الكتب النادرة، حتى عرف بين رجال العلم بهذا الاختصاص، وانتظم مدة من الزمن في أسرة ندوة العلماء، ثم عين مديراً لمكتبة رضا العامة في بلدة رامبور ونظمها، وهي من أهم المكتبات الإسلامية في شبه القارة الهندية، وتحتوي على أثمن الكتبات، وكانت قبل اهتمامه بها من أبسط المكتبات، وقد أدارها حتى أحبل إلى المعاش، ولكنه بقي مقيماً في بلدة رامبور، المعاش، ولكنه بقي مقيماً في بلدة رامبور، وفي التحقيق والبحث، مات في ٢١ ربيع وفي الآخر، ٢٥ شباط (فيراير).

حقق عدداً من الكتب الخطية، منها ما هو في الأدب الأردي، ووضع قائمة علمية للمكتبة المذكورة.

ومن آثاره التي وقفت على عناوينها: (٢) ١٠٠ شخصية نسائية مصرية ص ١٦٠ معجم الباطين لشعراء العربية. وخطها من كتاب: مكتبة الملك فيصل.

الجاحظ بين مؤلفاته / نقله إلى العربية سلمان عابد الندوي، الأجناس من كلام العرب وما اشتبه في اللفظ وانحتلف في المعنى / لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي اتصحيح وتعليق)، تأملات في شخصية ذي القرنين: دراسة تحليلية في ضوء ما كتبه العلامة أبو الكلام آزاد، لعله ترجمة سلمان عابد الندوي، استناد نهج البلاغة، مرسوم الخط لأبي بكر الأنباري (تحقيق)، تفسير القرآن الكريم / سفيان بن سعيد الثوري (تصحيح وترتيب وتعليق) (ص ٢٥٠ - القرآن الكريم مرجال سفيان الثوري)، (ص ٢٤٠ - الأفعال / على بن جعفر بن القطاع الأفعال / على بن جعفر بن القطاع (قابله على الأصل امتياز عرشي، سالم الكرنكوي، ٣مجه)(٢).



العلى المالية المالي

أمجد أنور عرفات (۱۰۰۰ - ۲۲۱ه = ۱۰۰۰ – ۲۰۰۵م) بطل ریاضی شهید.



(٣) البعث الإسلامي (جمادي الآخرة ٤٠١هـ) ص١٠٠.

من غزة، بطل فلسطين الأول في رياضة التنس الأرضي، أحد مؤسسي هذه الرياضة في بلده، حصل على الشهادة التوجيهية، وشهادة في تدريب التنس الأرضي، متخصصة في التحكيم. شارك في العديد من البطولات المحلية والعربية، ومثّل فلسطين من البطولات المحلية والعربية، ومثّل فلسطين القسام، أحد أشهر صنّاع صواريخها ، كما كان أشهر حلواني في غزة، محباً للجهاد، ولخدمة الناس، ومشاركة المسلمين في أفراحهم وأتراحهم، قتلته يهود مع عادل هنية وآخرين، في ٩ جمادى الآخرة، ٢٤ يوليو(١).

أمجد حسن سيد أحمد (۱۰۰۰ - ۱٤۲۸ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

أمجد حسني الطرابلسي (۱۳۳۷ - ۱۹۱۸ه = ۱۹۱۸ - ۲۰۰۱م) تربوي أديب ناقد.



والده من طرابلس الشام جاء إلى دمشق. حصل على الدكتوراه في الأدب من جامعة السوربون. درّس في دور المعلمين،

(۱) الحتمع ع ۱۹۹۷ (رجب ۱۶۲۱هـ) ص۲۱، بوابة فلسطين الرياضية ۲۶ يوليو ۲۰۱۰م.

ثم في جامعة دمشق، وصار عميداً لكلية الآداب. عينه جمال عبدالناصر وزيراً للتربية والتعليم أيام الوحدة، ولكنه استقال مع بحموعة من الوزراء الذين قدَّموا استقالتهم وتوجهوا إلى الغرب، وقد سافر إلى المغرب وبقي فيها (٣١) عاماً، عمل خلالها أستاذاً في جامعة محمد الخامس بالرباط. ومنها إلى فرنسا مع زوجته الفرنسية، وترك بصمات فكرية على جامعات الغرب، وكان أحد البارزين في مجمع اللغة العربية بدمشق. له مقالات بالعربية والفرنسية كتبها في صحف عربية وأجنبية، ومحاضرات ألقاها في مختلف عربية وأجنبية، ومحاضرات ألقاها في مختلف الجامعات المغربية والفرنسية، ومات يوم الأحد ٣ ذي القعدة، ٢٨ يناير.

ومن مؤلفاته: نظرة تاريخية في حركة التأليف، النقد العربي (باللغة الفرنسية)، النقد واللغة في رسالة الغفران، شعراء الشام والفكرة العربية، محاضرات عن شعر النابح (مقتطفات) لأبي العلاء المعري (تحقيق)، شعراء الشام والفكر العربي خلال النصف الأول من القرن العشرين، تأملات وذكريات في حرم المسجد الجامع في قرطبة، نقد الشعر عند العرب في القرن الخامس المجري (ترجمة إدريس بلمليح)، كان شاعراً (ديوان شعره)، الصاهل والشاحج لأبي العلاء المعري (تحقيق، خ) (۱).

أمجد الحنّاوي = أمجد محمد رشيد الحنّاوي

أمجد الفايد (۱۳۹۱ - ۱۳۲۳ه = ۱۹۷۱ - ۲۰۰۲م) مجاهد شهيد، مهندس كيمائي.



ولد في مخيم جنين، كان من الأوائل على مستوى المدرسة، لكنه تركها لضيق ذات اليد. اعتقل وجرح في الانتفاضة الأولى، كان بارعاً في الميكانيكا، اخترع عدة أشياء، وحصل على براءة اختراع بمشاركة مهندس ميكانيكي لاختراعهما «محوّل سيارات»، اشترتها شركة سيارات مرسيدس الألمانية! انضم إلى كتائب عز الدين القسم، وسخّر عقله ووقته وماله وروحه لدعوته، وصار من أبرز مهندسي التصنيع للعبوات الناسفة والقنابل اليدوية، التي كان لها دور كبير في الإيقاع بأكبر عدد من اليهود، وزرع مع إخوانه شوارع وأزقة المخيم بحذه العبوات لتحول دون دخول الدبابات والمشاة من حيش اليهود، لكن العدو اقترف محزرة كبيرة، وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها، ودمّر المنزل الذي كانت تصنع فيه هذه العبوات، واستشهد يوم الخميس ٢٨ څحرم<sup>(۲)</sup>،

أمجد محمد رشيد الحنّاوي (۱۳۹۲ – ۱۶۲۱ه = ۱۹۷۲ – ۲۰۰۰م) قائد محاهد.

(٣) أبطال فوق الخيال ص٢٠٥.

(٢) الأسبوع الأدبي ع ٧٦٢ (٢١/٣/١١ هـ)، موسوعة

السياسة ١/٠٢١، معجم المؤلفين السوريين ص ٣١٣، موسوعة أعلام سورية ٢/١٥٩، الضاد (كانون الثاني

٢٠٠٢م) ص٩، أعلام مبلحوث ص ٢٧٦، معلمة المغرب

٥٧٢٥/١٧ موسوعة الأسر الدمشقية ١٠٣٢/١،



من نابلس. نحل من حلق العلم بمسجد الخضر، وأنحى الثانوية بتفوق، وحصل على منحة لدراسة الطب في الجزائر، ولكن الحرب الأهلية كانت قائمة هناك، فالتحق بكلية الاقتصاد في الجامعة الوطنية بنابلس، وانضم إلى كتائب القسام وهو في السنة الثالثة من الجامعة. نقد عمليات ، واعتقل وسجن من قبل السلطة الفلسطينية، وبعد خروجه زاد نشاطه العسكري، وصار القائد العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في نابلس بالضفة الغربية، تسلّم القيادة قبل سنتين من استشهاده، وصار مطلوبًا من قبل العدو، وقد طورد مدة تسع سنوات، وهو يجاهد ويدرّب ويتنقل ويختفى عن أنظار العدو وعملائه، إلى أن جاء موعد الشهادة، فقُتل يوم الاثنين ١٢ شوال، ١٤ تشرين الثاني (ئوقمبر)<sup>(۱)</sup>

امحمد باحنيني = محمد باحنيني

امحمد بن سليمان المطهري المليكي (١٣٣٤ - ١٩١٩ه = ١٩١٥ - ١٩٩٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

امحمد الشبوكي = محمد الشبوكي

امحمد عبدالله العثماني = مَحمد عبدالله العثماني

امحمد بن العربي بنونة (١٣١٨ - ١٣٩٦ه = ١٩٠٠ - ١٩٧١م) أديب مناضل.



ولد في تطوان، نشأ في وسط عائلي متدين، استهواه التصوف أولاً، ثم فن الموسيقى، وفي رحلته إلى إسبانيا فتر عن حياة التعلم الشرعي، لكن عائلته أرسلته إلى القرويين، فدرس بحا وتأثر بالفكرة السلفية هناك، ثم خرج سائحاً إلى مصر فتأثر بالأفكار الوطنية الجديدة هناك، وعين عضواً في اللجنة التنفيذية للمؤتمر الإسلامي حول القضية الفلسطينية، وأسهم مع زعماء الجنوب المغربي في تكوين الجمعية السرية الجنوب المغربي في تكوين الجمعية وطنية أسست بالرباط، وكانت له جهود في أسست بالرباط، وكانت له جهود في حلقات جمعية الطالب المغربية، وفي ندوات حزب الإصلاح الوطني، واعتقل في حوادث حزب الإصلاح الوطني، واعتقل في حوادث

كتب في الأدب والشعر، ونشر مقالات تاريخية ودينية، وشيئاً من شعره وأناشيده في محلات تطوان وغيرها(٢).

ا**مخمد كنوني المذكوري** (بعر ١٣١٥ - ١٣٩٨ه ≃ بعو ١٨٩٧ - ١٩٧٨) عالم ومفت سلفي.

ولد في أولاد زيدان المذاكرة، التابعة لدائرة الكارة بالمغرب، أخذ عن علمائها، ثم توجه إلى فاس وتخرُّج في جامع القرويين، وتخصُّص في خطة العدالة عملاً ودرساً، وألقى في شأنها دروساً، واعتقل أيام الاحتلال، فقد كان من قدماء المحاهدين. ثم ترك القضاء وتوجه نحو التدريس بالدار البيضاء، فدرَّس الفقه والأصول والنوازل في عدد من المدارس والحوامع، وكانت تصله أسئلة كثيرة، فيجيب عليها، وكان عضواً بارزاً في الأمانة العامة لرابطة علماء المغرب، بل مفتيها، فقد دأبت جريدة الرابطة على نشر فتاويه، وكان من دعاة السلفية، وجلس لتفسير القرآن الكريم من أوله إلى آخره، على منبر الوعظ والإرشاد بالمسجد الجامع في عين الشق بالدار البيضاء، وتوفي في ۲۲ محرم، ٥ يناير.

طبع له: «الفتاوى»، وله كتب لم تطبع، هي: الاستماع إلى أحكام الرضاع، التحريف والتدجيل في كتابي التوراة والإنجيل، فتح الإله في توحيد ووجوب وجود الله، أقوم دليل وأوضح منهاج في إرشاد المعتمر والحاج (٣).

امحمد المحجوب حسن = محمد المحجوب حسن

امحمد مصطفى المرزوقي = محمد مصطفى...

 <sup>(</sup>۱) الجزيرة ع ۱۲۱۰۱ (۱۳ /۱۲۲۲۱هـ)، ملتقى أحباب الله (نشر بمناسبة ذكراه الرابعة)، وصورته من شبكة فلسطين للحوار.

<sup>(</sup>٢) الحَرَكة العلمية والثقافية بتطوان ص٦٠٦.

أمر الله محمد السطلي (١٣٣٤ - ١٤٠٩هـ = ١٩١٥ - ١٩٨٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

أمري سليم لوسيان (١٣٤٩ - ١٩٣١ه - ٢٠٠٨) (تكملة معجم المؤلفين)

أمقران = الشريف السحنوني

أمل حلمي عزيز (۱۰۰۰ – ۱٤٣٣ه = ۲۰۱۰ – ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

أمل الخيِّر (۱۰۰۰ - ۱۶۲۹ه؟ = ۱۰۰۰ - ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

أمل دنقل = محمد أمل فهيم دنقل

أمل صالح اللوزي (۱۹۸۰ - ۱۹۸۳م) محفية رائدة.

من اليمن. أول امرأة عملت في محال الصحافة ببلدها، حرّرت في صحيفة «الثورة»، عضو المؤتمر الشعبي العام، عضو الميئة الإدارية لنقابة الصحفيين اليمنيين(١).

أمل فهمي توفيق = محمد فهمي بن محمد توفيق رفاعي

أمل نادر جراح (۱۳۲۰ - ۱۹۲۵ه = ۱۹۴۰ - ۲۰۰۶م) شاعرة.

ولدت في مرجعيون جنوب لبنان، قضت طفولتها في سورية وتعلَّمت هناك،

(١) اليمن في ١٠٠ عام ص٢٥٧.

وتزوجت من الروائي ياسين رفاعية بعد قصّة حبّ. عادت إلى بيروت، انتقلت إلى لندن. تعاملت مع الصحافة وكتبت الشعر والرواية، وفازت بجائرة بحلة الحسناء عن روايتها «خذني بين ذراعيك». عادت وماتت في بيروت بعد معاناة مع المرض في ١٥٠ من شهر ذي الحجة، ٦ شباط (فيراير).

صدر فيها كتاب: أمل جراح أميرة الحزن والكبرياء/ بأقلام محبيها.

وإضافة إلى روايتها المذكورة لها من دواوين الشعر: صفصافة تكتب اسمها، صاح العندليب في غابة، امرأة من شمع وشمس وقمر، رسائل امرأة دمشقية إلى فدائي فلسطيني، بكاء كأنه البحر (خ)، الرواية الملعونة (۲)، الرواية

أمة الرؤوف الشرقي = رؤوفة حسن

أمير أحمد حقي الجبوري (١٣٥٩ - ١٤٣٣ هـ = ١٩٤٠ - ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

أمير إسكندر (۱۹۰۰ - ۱۹۲۱ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

أمير الأمير (۱۰۰۰ – ۱٤۳٥ هـ = ۲۰۱۰ – ۲۰۱۳م) مصور مسرحي.

(۲) الشرق الأوسط ع ۹۲۰۳ (۱۲/۱۲/۱۷هـ)، معجم القاصات والروائيات العرب ص١٥٥ مصادر الأدب النسائي ص ١٥٥ معجم المؤلفين السوريين ص١٥٥ الأهرام ع ٢٨٩٢ (٣٢٥/٢/٢٣) أعلام النساء الدمشقيات



من مصر. عمل على مدى (٣٥) عاماً مصوراً لجميع العروض المسرحية في القطاعين العام والخاص، وامتلك أرشيفاً متفرداً بها، ووثق بذلك آلاف العروض المسرحية في العقول الماضية، وتوفي وهو يقوم بتصوير أحد العروض، في ٣ صفر، ٣ ديسمبر (٣)،

أمير سلامة (۰۰۰ - نحو ۱٤۲۲هـ = ۰۰۰ - نحو ۲۰۰۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

أمير صبحي جريس (۰۰۰ – ۱٤۲٤هـ = ۰۰۰ – ۲۰۰۶م)

من مصر، صاحب مكتبة الأنجلو المصرية، التي نشطت في نشر الكتب كثيرًا. مات يوم الأربعاء ١٤ ذي القعدة، ٧ يناير.



(٣) موقع البديل ٢/١٢/١٢/٥.

الأمير عباس جعفر (۱۰۰۰ - ۱۴۲۵ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۴م) (تكملة معجم المؤلفين)

أمير عباس هويدا (١٣٣٨ – ١٣٩٩هـ = ١٩١٩ – ١٩٧٩م) رئيس وزراء إيران.



من أسرة متوسطة. شغل عدة مناصب في وزارة الخارجية، واختاره محمد رضا لمنصب السكرتير العام لحزب رستاخيز. وبعد ذلك عين وزيراً للبلاط، وظل في منصبه ختى استقال في ١٩٧٨/٩/٩م. وقبل ذلك رأس الوزارة الإيرانية في عهد الشاه من ١٩٧٧/٨/١ حتى ١٩٢٧/٨/٧م. وعقل في عهد حكومة أزهاري العسكرية يوم ١٩٧٧/٨/٨، وأعدمته الثورة الشبعية يوم ٧ نيسان (أبريل). وما كان يعترف بشيء اسمه الإسلام(١٠).

#### أمير عبدالرضا عوض (١٣٦٢ - ١٤١٣ه = ١٩٤٣ – ١٩٩٢م) فنان متعدد المواهب.

من الكويت. حصل على أهلية التعليم من سورية. درَّس، من مؤسّسي جمعية المعلمين

(۱) اطلاحات ع ۱۰۸۰۱ (طهران) ۲۲ أرددبشت ۱۳۵۸ه. ش، الظاهرة الخبينية ص۱۳۱، اللحوة (مصر) ع ۱۱۱ (رجب ۱۳۹۹ه) ص۸، حدث في مثل هذا اليوم ۱۲۳۰، دليل الشخصيات الإيرانية المعاصرة ص۱۲۳۰

الكويتية، وجمعية الفنانين الكويتية، رئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، له أعمال فنية كثيرة، ومعارض شخصية داخل الكويت وخارجها، قدم برامج للأطفال في التفزيون، أول من أسس مسرح العرائس في بلده، وأجاد العزف على أكثر من آلة موسيقية، وعمل مهندساً للديكور، بطل رياضي في الجري ورمي الجلّة والقرص وسباق الدراجات. حصل على ميداليات وجوائز(٢).

أمير القول = أسعد حبيب السبعلى

الأمير محمد الحفني عمر يوسف (١٣١٩ - ١٩٩٢ م) عالم واعظ.



ولادته في قرية طنفيس التابعة لمدينة إسنا محافظة قنا، حصل على الإجازة العالمية من كلية أصول الدين بالأزهر، عمل إماماً وخطيباً بالمسجد العتيق في بلدة أصفون، وترقى إلى أن أصبح مفتشاً وواعظاً بمحافظة قنا، ثم كان مراقباً عاماً للدعوة بمحافظتي قنا وأسوان، وكان خلوتياً، نذر نفسه للدعوة، وبني عدداً من المساجد، وكان بيته ساحة بجتمع فيها الناس، من مستفت وسائل، وكان ذا قدر عند الناس وفي الدولة، وقد صدر قرار بتعينه شيخاً لمسجد سيدي

(٢) قاموس تراجم الشخصيات الكويتية ص٣٦.

عبدالرحيم القنائي بقنا لعام. وأقيم له ضريح على قبره يتبرك الناس به. توفي يوم ٢٥ ربيع الآخر، ٢٢ أكتوبر!

له العديد من القصائد المخطوطة بحوزة أسرته(٢).

أمير محمود أنوار (١٣٢٤ – ١٤٣٤هـ = ١٩٣٥ –٢٠١٢م)



ولد في طهران، وحصل من جامعتها على الماجستير والدكتوراه، عمل أستاذًا للأدب العربي والإسلامي والتفسير والعرفان (التصوف الشيعي) والنثر والشعر بالجامعة نفسها، وكيل كلية الآداب، رئيس دائرة والفارسية، وعارض قصائد كالبردة لكعب بن زهير والبوصيري، وله مقالات منشورة بالعربية والفارسية في بجلات داخل إيران وخارجها، توفي يوم الأحد ١٩ محرم، ٢ كانون الأول (ديسمبر).

ومؤلفاته أيضًا باللغتين، منها: حياة الشاعر أبي الفتح البستي، المدائن في شعر البحتري والخاقاتي، ذكرى العالم الإيراني حكيم إلمي قمشه إي، تاريخ النحو العربي، حياة ابن طباطبا، المتنبي والأدب الفارسي، منتخبات من التاريخ الإسلامي، الخمرة الصوفية (4).

 <sup>(</sup>٣) معجم البابطين لشعراء العربية.
 (٤) معجم البابطين للشعراء العرب ٥٢٢/١.

أميرة بنت محمد نجيب صدقي (۱۰۰۰ - ۱٤۲۹ه = ۱۰۰۰ - ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

أميرة بنت محمد نور الدين قورة (۲۰۱۰ – ۱٤۳۲ه = ۲۰۰۰ (تكملة معجم المؤلفين)

أميرة منصور يوسف (١٠٠٠ - ١٤٢٨ه = ١٠٠٠ - ٢٠٠٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

إميل توما (۱۳۳۸ - ۱۹۱۰ = ۱۹۱۹ - ۱۹۸۰م) کاتب سياسي شيوعي.



ولد في مدينة حيفا، سافر إلى بريطانيا لإكمال دراسته في جامعة كمبردج، وعند اندلاع الحرب الثانية كان يقضي إجازته في الوطن، وتعذرت عليه العودة لمتابعة دراسته. انضم إلى الحزب الشيوعي الفلسطيني سنة «الاتحاد» الأسبوعية لسان حال العمال العرب في فلسطين، وعندما وقعت النكبة الم لبنان، فسيجته الحكومة اللبنانية، وبعد الإفراج عنه عاد إلى فلسطين. التحق بعهد الاستشراق في موسكو، ونال الدكتوراه عن أطروحته «مسيرة الشعوب العربية ومشاكل الوحدة العربية». كان من الأعضاء البارزين في الجبهة العربية الشعبية الشعبية الشعبية الشعبية الشعبية الشعبية الشعبية الشعبية المتحالة العربية الشعبية الشعبية الشعبية الشعبية المتحالة العربية الشعبية المتحدية العربية الشعبية المتحدية المتحدية المتحدية العربية المتحدية العربية المتحدية المتحدية العربية الشعبية المتحدية ال

التي قامت في أواخر الخمسينات، وفي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التي شغل حتى وفاته سكرتيراً لها، كما كان عضواً بارزاً في حزب راكاح (الشيوعي اليهودي). نشر كتاباته في الاتحاد، والغد، والدرب، وبحلة الجديد، التي شغل رئاسة تحريرها منذ ١٤٠٠ ١٩٨٠ هـ (حتى وفاته). من كتبه: ثورة ٢٣ تموز في عقدها الأول، العرب والتطور التاريخي في الشرق الأوسط (بالإنجليزية، وترجمه إلى العربية جبرا نيقولا)، السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، يوميات شعب: جذور القضية الفلسطينية: الناصرة، ستون عاماً على الحركة القومية في فلسطين، الفكر الاجتماعي في الإسلام، تاريخ مسيرة الشعوب العربية الحديثة (٣ ج)، الصهيونية المعاصرة، فلسطين في العهد العثماني، الحركات الاجتماعية في الإسلام، الإسلام والعملية الثورية، الحركة القومية العربية والقضية الفلسطينية (١).

### إميل التيّان (١٣١٩ - ١٣٩٧ه = ١٩٠١ - ١٩٧٧م)

حقوقي سياسي.
من بيروت. حاصل على الدكتوراه في الحقوق من فرنسا، درَّس في كلية الحقوق بالجامعة اليسوعية، تدرَّج في مناصب القضاء وصار وزيرًا للعدلية، عمل أستاذاً للشرع الإسلامي في مكتب الحقوق الفرنسي ببيروت، وكان الرئيس الاستئنافي الأول للقضاء.

له كتب في القانون والشرع والتاريخ والسياسة بالعربية والفرنسية، العربية منها: المسؤولية في الشرع الإسلامي، التنظيم القانوني في البلاد الإسلامية، الهيئات التشريعية العامة الإسلامية، الخلفاء والسلاطين(٢).

(١) موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين ص ٧٦.
 (٢) مصادر الدواسة الأدبية ص ١٣١٨، معجم أسماء الأسر والأشخاص ص ١٧٢، قرى ومدن لبنان ٢١١/٣.

إميل جورجي زيدان (۱۹۸۰ – ۱۹۸۲ه = ۲۰۰۰ – ۱۹۸۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

إميل حبشي الأشقر = إميل يوسف حبشي

إميل حبيبي = إميل شكري حبيبي

إميل راغب أسعد (١٣٦٨ - ١٩٤٧ هـ = ١٩٤٨ - ١٩٩٦م) شاه

من مدينة الإسماعيلية بمصر، درس في مدرسة الحسينية الثانوية، وبعدها تخرّج في معهد البريد، وعمل بالهيئة القومية للبريد، ثم سكرتبراً للجنة النصوص بإذاعة الكويت، عمل بعدها في جريدة الأخبار بالقاهرة، ثم بإحدى شركات السياحة. ومات بالقاهرة. دواوينه المطبوعة: إليها، أنت مصر: ملحمة عن العبور.

وله دواوين مخطوطة: دمعة على حد الزمن، شرخ في جدار الصمت، أحبك، زهرة النسرين (٢).

إميل سلهب (۱۳۳۱ – ۱۶۰۳ه = ۱۹۱۲ – ۱۹۸۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

إمِیْل شکري حبیبي (۱۳۶۲ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۲۳ - ۱۹۹۱م) کاتب روائی، سیاسی شیوعی.



(٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

من حيفا، أتم دراسته الثانوية فيها وفي عكا، أسهم في تأسيس عصبة التحرير الوطني الفلسطيني، عمل في إذاعة القدس، انضم إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي ومثَّله في الكنيست، من مؤسسي جريدة «الاتحاد» الشيوعية، وأشرف على تحريرها، ثم ترك السياسة والحزب عام ١٤١١هـ وتفرغ للعمل الصحفى والأدبى، أسس محلة «المهماز»، ثم «مشارف». وأولى اهتماماً بلجنة المبدعين اليهود والفلسطينيين ضد الاحتلال ومن أجل السلام وحرية الإبداع(؟). وكان يهودي الانتماء، حصل على الجنسية الإسرائيلية، وانتحب عضواً في الكنيست اليهودي. وكان مناوثاً لدين الإسلام، موالياً لليهود حقيقة، وله عند الحداثيين مكانة! تُرجمت روايته «المتشائل» إلى (١٥) لغة عالمية، ومُنح جائزة الدولة الإسرائيلية العليا في الأدب لعام ١٩٩٢م، وسبَّب له هذا نقداً لاذعاً وهجوماً من العرب، ومن الصهاينة المتعصبين، وسُحبت منه «جائزة القدس» التي منحته إياها الدائرة الثقافية الفلسطينية. مات في ١٤ ذي الحجة، ٢ أيار (مايو).

ومماكتب فيه وفي أدبه:

إميل حبيبي والقصة القصيرة/ حسني محمود، الزرقاء.

عنف المتخيل في أعمال إميل حبيبي/ سعيد

السخرية في أدب إميل حبيبي/ ياسين قاعور.

أعمال إميل حبيبي الإبداعية: دراسة تحليلية تقويمية / محمد بكر محمود (رسالة دكتوراه من جامعة الخرطوم).

وأصدر خس روايات، هي: المتشائل: الوقائع الغريبة في اختفاء أبي النحس المتشائل، سداسية الأيام الستة، يوميات سعيد أبي النحس المتشائل، لكع بن لكع، أخطية، خرافة سرايا بنت غول، ومسرحية:

أم الروبابيكا، وأحرى بعنوان: قدر الدنيا. إضافة إلى كتابي: نحو عالم بلا أقفاص، ورسائل ومقالات فكرية. وله من كتب القصص: بوابة مندلباوم، والنورية، ومرثية السلطعون (١)٠

#### إميل الصدِّي (1371 - T. 31a = 7781 - 0AP1a) (تكملة معجم المؤلفين)

إميل الغوري (9771 - 3 + 3 / a = Y + P1 - 3 A P1 a) سياسي وباحث إعلامي.



ولد في القدس، أتم دراسته الثانوية في مدرسة المطران، انتخب سكرتيراً للنادي العربي الأرثوذكسي بالقدس، التحق بجامعة سنسناتي في ولاية أوهايو الأمريكية فحصل على شهادة (بي.آ) ثم شهادة (م. آ) في تاريخ الشرق الأوسط. عاد إلى

فلسطين فأصدر صحيفة أسبوعية باللغة الإنكليزية، أغلقتها السلطات البيطانية بعد تسعة شهور من تاريخ صدورها، (١) دليل الإعلام والأعلام ص ٤٢٢، ملحق موسوعة السياسة ص ٢١٤، الانحراف العقدي ١٩٣٠/٣، معجم الروائيين العرب ص٦٢، الفيصل ع ٢٣٦ ص ١١٨، الحرس الوطني ع ١٦٨ ص ٨٣، علامات في النقد ع ٣٤ ص ١٨٩، موسوعة أعلام فلسطين ٢٢٢/١ (وسنة وفاته هنا ١٩٩٥م)، موسوعة الأدباء والشعراء العرب ١/٢ ٥٥ موسوعة أعلام العرب المبلحين ٢٩٤/١ روفيه وفاته

وفي العام نفسه انتخب عضواً في اللجنة التنفيذية للمؤتمر الفلسطيني السابع، وأسهم في الحركة الوطنية، فاعتقلته السلطات البريطانية. وفي سنة ١٩٣٤ أصدر محلة أسبوعية باسم (الشباب )، وحريدة يومية باسم (الوحدة العربية) لكن السلطات المحتلة أغلقتها وصادرت الطبعة. نال من معهد الحقوق الفلسطيني شهادة الحقوق، ثم دبلوم الحقوق، وانتخب سكرتيراً عاماً للحزب العربي الفلسطيني، وظل في مركزه هذا حتى نماية الاحتلال. اشترك في الوفود الفلسطينية، ومثّل فلسطين في مؤتمرات عديدة، وكان له نشاط فكرى بارز.



إميل الغوري (خطه أو توقيعه)

ترك مجموعة من المؤلفات، منها: حركة القومية العربية، المعذبون في أرض العرب، ثأر أو عار، دور التبشير في خدمة الاستعمار والصهيونية، أناشيد وطنية، الشقيري في الميزان، جهاد الفلسطينيين ضد الاستعمار والحركة اليهودية من ١٩١٨ إلى ١٩٤٨ ، فلسطين عبر ستين عاماً، المؤامرة الكبرى: اغتيال فلسطين ومحق العرب. وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين) (١).

إميل مارون عضيمي (P171 - 11314 = 1.91 - .9914)شاعر.

١٩٩٧م)، ملحق تشرين رقم (٤٤).

<sup>(</sup>٢) أعلام فلسطين من القرن الأول حتى الخامس عشر ١ /٢٦٨) الموسوعة الصحفية العربية ١ /٧٧، وله ترجمة على ظهر غلاف كتابه: ١٥ أيار.



من حارة حريك إحدى ضواحي بيروت، تعلم في مدرسة الآباء الأنطونيين، وتتلمذ على وديع عقل، وانصرف إلى المطالعة، ثم تاجر في كولومبيا، وعاد ليمارس نشاطه الأدبي والاجتماعي، وتولى رئاسة نادي المغربين، والجامعة اللبنانية الثقافية.

له عدد من المقالات في الدوريات المحلية، كما طبع له عدد من دواوين الشعر، ولكنها فقدت أثناء الأحداث اللبنانية (١٩٧٦م)، ولم يتبق منها غير ديوانين: لبنان بجناحيه في الشعر، لبنان المباح نسر بدون جناح، طبعا في ١٣٩٨م، ١٤٠٠م، الهراد،

الروايات التي كتبها: الحارث الأكبر الغساني، النعمان الثالث ملك العراق، بلقيس ملكة اليمن، زنوبيا ملكة تدمر، الحارث ملك الأنباط، هند والمنذر، السفاح والمنصور، جنون الحوى، مصارع الملوك في الإسلام، جهاد لبنان واستشهاده. وكتب أخرى ذكرتما له في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

#### إميلي فارس إبراهيم (۱۰۰۰ - ۱۶۳۲ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

إميليو جارثيا جوميث (١٣٢٣ - ١٤١٥ه = ١٩٠٥ - ١٩٩٥م) شيخ المستعربين الإسبان.

يكتب اسمه ونسبه بعدة أشكال، وهو بالعربية «قومس الدشار».



حصل على الدكتوراه في الدراسات الأندلسية وهو لا يتجاوز العشرين من عمره، سافر بعدها إلى القاهرة لينهل من علوم اللغة العربية وآدابحا، ثم عاد إلى بلاده ليؤسّس بحلة «الأندلس»، ومدرسة الدراسات العربية في غرناطة، ودرّس في جامعة مدريد اللغة العربية وآدابحا حتى إحالته إلى التقاعد في السبعينات الميلادية،

 (۲) موسوعة أعلام العلماء والأدباء ٥٣/٢ (واسمه في هذا المصدر: إميل حيشي الأشقى، قرى ومدن لبنان ٦٠/٣.

كما عمل في السلك الدبلوماسي، وكان عضواً في محافل دولية عدَّة، وفي المحامع العربية اللغوية، ونال جوائز وأوسمة، منها جائزة أستورياس التي تعتبر أرقى الجوائز الأدبية الإسبانية. توفي يوم الخميس ١٢ ذي الحجة، ١١ مايو.

له تآليف عديدة تجاوزت الثلاثين كتاباً ما بين دراسة وترجمة، منها: الشعر العربي الأندلسي: بحث في تطوره وخصائصه (ترجم إلى عدة لغات، وترجمه إلى العربية حسن مؤنس)، خمسة شعراء مسلمون، عروض الموشحات الأندلسية والعروض الأسباني. وكان يعكف قبل وفاته على إنجاز دراسة حول تأثير الأمثال العربية في الأمثال الإسبانية. وآثار أحرى له في الأمثال الإسبانية. وآثار أحرى له في الأمثال الإسبانية. وآثار أحرى له في الكملة معجم المؤلفين)(٣).

#### أميمة عبدالعزيز صقر (١٣٥٠ - ١٤٢٨ه = ١٩٣١ - ٢٠٠٧م) إعلامية إذاعية ريادية.

من مصر، تخرّجت في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة، درّست عاماً واحداً، ثم التحقت بالعمل الإذاعي مذيعة ومحررة، ومترجمة، أصبحت رئيسة قسم المذيعين بإذاعة البرنامج العام، ثم كانت مديرة عامة للتنفيذ ومسؤولة عن تدريب المذيعين، وهي من مؤسّسي القسم العربي بإذاعة موسكو، اشتهرت ببرنامجها (أبناؤنا في الخارج)، عملت بعد ذلك في وزارة التخطيط ووزارة التعاون الدولي، وصارت وكيلة أولى في الوزارة الأخيرة. ماتت في ٢٦ جمادى في الوزارة الإخيرة. ماتت في ٢٦ جمادى

(٣) بحلة الفيصل ع ٢٢٤ ص ١٦٥، وع ٢٠٥ (رحب ١٩٤٨هـ) ص ٥١، ومقابلة معه في ع ١٧٩، دليل أكاديمية المملكة المغربية ص ٥٠ (وفيه اسمه: إيميليو كارسيا كوميز)، الحرس الوطني ع ١٧٠ (جمادى الأولى ٤٤١٧هـ) ص١٠٨. (٤) الأهرام ع ٤٤٠٥٧ (٤٤٠٨٧/٨٨).

#### إميل يوسف حبشي الأشقر (١٣٠٦ - ١٤٠٢ه = ١٨٨٨ - ١٩٨١م) كاتب روائي.

والد الروائي (يوسف). ولد في بيت شباب من قضاء المتن بلبنان، تعلم في مدرسة قرنة شهوان التابعة لمطرانية قبرص المارونية أبرشية أنطلياس) وكانت شبه كلية، عمل أمين سرّ محكمة الاستئناف العليا، ورأس بلدية بيت شباب، ثم كان كاتباً إذاعياً في البي بي سي اللندنية وإذاعة لبنان، قدم فيها قصصاً تاريخية، ومسرحيات. أنشا مجلة أسبوعية بعنوان «النتيجة» سنة أنشا مجلة أسبوعية بعنوان «النتيجة» سنة وقد توقفت الأولى سنة ١٩٢٩م، والأحرى سنة ١٩٥٩م، والأحرى

(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

أمين أحمد ناشر (١٣٦٥ - ١٤١٠ه = ١٩٤٥ - ١٩٩٠م) طبيب وناشط قومي.



ولد في مدينة عدن، درس الطبّ في بريطانيا متخصصًا في الجراحة، مع دبلومين: في طبِّ المناطق الحارة، وفي طبِّ الأطفال، وزمالة عليا من لندن، ودورات صحية. عاد وعمل طبيب أطفال في المستشفى الجمهوري بعدن، ثم نائبًا لوزير الصحة، وشارك في تأسيس كلية الطب، ووضع خططًا صحية، كما شارك في تأسيس اتحاد الأطباء اليمنيين، وانتخب أول رئيس له عام ١٣٩١ه. أسَّس بحلة (طبيب المحتمع): أول محلة طبية يمنية، ورأس تحريرها، كما عمل نائبًا لجمعية الهلال الأحمر، وتولَّى رئاسة العديد من اللجان الفنية، والحيئة العامة للبحث العلمي، وبرز على المستوى الإقليمي، فاختير خبيرًا استشاريًا لمنظمة الصحة العالمية، وعضوًا في مكتبها التنفيذي، وعندما كان يدرس الطبّ انضمّ إلى تنظيم حركة القوميين العرب، ثم إلى تنظيم الجبهة القومية، وأصدر هناك بحلة شهرية بعنوان (الحقيقة)، وشارك في مؤتمرات وندوات، وأنجز العديد من البحوث التطبيقية والميدانية، ونشر الكثير منها في محلات إقليمية ودولية، وتوفي إثر حادث مروري في الأول من شهر رمضان، ٢٧ آذار، وقد أحدث في عدن بعد وفاته معهد باسم "معهد الدكتور أمين ناشر

العالي للعلوم الصحية»(١).

أمين إسبر = أمين بن محمد على إسبر

أمين إسماعيل الحافظ (١٣٤٥ - ١٩٢١ه = ١٩٢٦ - ٢٠٠٩م) وزير، حقوقى، اقتصادي.



من مواليد طرابلس الشام. تابع دراساته الحامعية بين بيروت والقاهرة ولوزان ولاهاي، وحصل على الدكتوراه في العلوم السياسية والاقتصادية وفي القانون الدولي، وكان خبيراً في الاقتصاد، انتخب نائباً عن طرابلس في ست دورات، بین ۱۳۸۰ – ۱٤۲۱هـ، وعين رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للإعلام والصحة عام ١٣٩٣هـ (١٩٧٣م)، وبقى في منصبه هذا أقل من أربعة شهور. وقد حاضر في جامعات سويسرية، وكان كاتباً وأديباً، وقد يكتب بأسلوب ساحر، وينقد، وله حب للفنون، ورأس في بلده لجنة الشؤون الخارجية النيابية لسنوات طويلة، ودافع عن القضية الفلسطينية. مات يوم الاثنين ۲۰ رجب، ۱۳ تموز (يوليو). له كتب تتناول السياسة والاقتصاد، منها: أنا والناس، نشاط العرب في العلوم الاجتماعية في مائة سنة (بالمشاركة)(١).

 (١) موسوعة الأعلام/ عبدالولي الشميري.
 (٢) الشرق الأوسط ع ١١١٨٦ (٢١/٧/٢١) ١٤٣٠هـ)، دليل الإعلام والأعلام ص ٢١٤، موقع رئاسة مجلس الوزراء اللبناني (إثر وفاته)، قرى ومدن لبنان ٧/٧٥٣.

أمين أنور الخولي (۱۰۰۰ - ۱٤۲۹هـ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۸م) باحث تربوي رياضي.



من مصر، حصل على الدكتوراه عام ١٤٠٢هـ، أستاذ أصول التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين بجامعة حلوان، ثم وكيل الكلية ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس، عضو عدد من الجمعيات العلمية والتربوية العربية والدولية، عضو مؤسس وعضو بحلس إدارة الجمعية المصرية للتاريخ الرياضي، مؤسس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، وأول رئيس له، قام بالتدريس في بعض الجامعات السعودية، مستشار التحرير لسلسلة الفكر العربي في التربية البدنية والرياضية، أصدر العديد من المؤلفات في محال التربية البدنية والرياضية والترويح وأوقات الفراغ، والعديد من الدراسات والبحوث، وشارك في مؤتمرات عربية ودولية. مات نحو ١١ محرم، ١٩

من عناوين كتبه التي وقفت عليها: اتجاهات حديثة في الترويح وأوقات الفراغ (مع كمال درويش ومحمد محمد الحمامي)، التربية الحركية (مع أسامة كامل راتب)، دليل التربية الرياضية لمعلم الفصل وطالب التربية العملية (مع عدنان دروش جلون، ومحمود عبدالفتاح عنان)، مفهوم التربية الحركية، مناهج التربية البدنية المعاصرة (مع جمال الدين الشافعي)، موسوعة الثقافة الأولية (مع كمال عبدالحميد إسماعيل وأسامة

راتب)، علم اجتماع التربية الياضية، كرة اليد، الملاعب والأدوات الرياضية (مع حنفي مختار وعباس الرملي) أصول التربية البدنية والرياضية (٢ج)، الرياضة والحضارة الإسلامية، الرياضة والمحتمع، أثر الوسائل السمعية والبصرية على التعليم في كرة اليد (دكتوراه)، الرماية بالقوس والسهم، الوثب. وذكر لنفسه كتباً أخرى في كتابه الوثب. وذكر لنفسه كتباً أخرى في كتابه «الرياضة والحضارة الإسلامية» أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين) (۱).

#### أمين بابكر (١٣٢٧ - ١٣٩٩هـ = ١٩٠٩ - ١٩٧٩م) منحف

ولد في أم درمان، تخرج في كلية غردون قسم المحاسبين، عين مستشاراً صحفياً بوزارة الخارجية عقب الاستقلال. من أشهر كتّاب الأعمدة في الصحف السودانية، وكان يوقع مقالاته باسم «ابن الشعب». نادى بشعار «السودان للسودانين»، وشارك في تأسيس حزب الأمة، وفي أعمال التمهيد لقيام مؤتمر الخريجين (٣).

#### أمين بارين (١٣٣٧ - ١٤٠٨ = ١٩٦٣ - ١٩٩٧م) خطاط، أستاذ التجليد، خبير الفنون الإسلامية.

ولد في مدينة بولي بتركيا، وكان والده وجده يدرِّسان فنون الخط والتذهيب والتجليد، فتلقى أول تعليمه على يديهما، ثم تتلمذ في فن الخط على يد كامل أق ديك، رئيس الخطاطين، وفي فن التجليد على المنارة الإسلامية، أصول التربية المدنية، الهاضة في المضارة الإسلامية.

(٢) معجم شخصيات مؤتمر الخريجين ص22.

يد نحم الدين أوق ياي. سافر إلى ألمانيا للتخصص في التجليد الفني والتدريب على أعمال الطباعة والنشر، وعاد إلى إستانبول للتدريس بأكاديمية الفنون الجميلة، وأسس مرسماً لفني الخط والتجليد، ونظم عدة معارض الأعماله، وألقى العديد من المحاضرات في تركيا وفي الخارج. وهكذا أصبح يعرف خبيراً في فنِّ الخطِّ، وأحد مشاهير فن التجليد في العالم. اتحه اعتباراً من عام ١٣٨١ه إلى اتباع أسلوب خاص به في كتابة وتركيب لوحات بالخطين الكوفي والديوانيء وكتب عبارات النقود وواجهات المعالم الأثرية في تركيا بالأحرف اللاتينية في الأربعينات، كما كتب العديد من العبارات على المعالم الأثرية في البلدان الإسلامية الأخرى. قضى عمره في خدمة فنون الكتاب الإسلامي بوجه عام، من خطّ وتذهيب وتحليد، باحثاً ومدرِّساً وفناناً. حصل على عدة جوائز محلية وعللية، من بينها جائزة هامبورغ للكتاب. ومات في ٩ جمادي الأولى، ٢٩ ديسمبر <sup>(17)</sup>.



أمين التميمي = محمد أمين التميمي

 (٣) النشرة الإعتبارية لمركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية بإستانبول ع ١٦ (ربيع الآخر ١٤٠٨هـ). وخطه من شبكة المبلحين.

أمين التوم (١٣٣٣ - ١٤٢٥هـ = ١٩١٤ - ٢٠٠٤م) أديب حزبي وزير.



هو أمين بن التوم بن ساتي بن محمد. من أبناء «أمنتجو" بدنقلا. تخرَّج في كلية غردون، وعمل في الجمارك. استهواه المسرح والأدب والفن أولاً عندما كان في بورت سودان (الثغر). ، ثم انخرط في العمل الوطني، ونشط سياسيًا في حزب الأمة. عين وزيرًا لشؤون مجلس الوزراء، ووزيرًا للدفاع، ووزيرًا للخارجية بالنيابة، كما عمل رقيبًا للجمعية التأسيسية، ورئيسًا فخريًا لخرب الأمة. توفي في شهر نوفمبر.

له مذكرات بعنوان: ذكريات ومواقف في طريق الحركة الوطنية السودانية، ورواية بعنوان: أم دورين، والمسيرة، ومسرحية فتاة البادية (1).

أمين الحافظ = أمين إسماعيل الحافظ

أمين الحافظ (١٣٤٠ - ١٤٣٠هـ = ١٩٢١ - ٢٠٠٩م) رئيس سورية.

 (3) تراجم شعراء وأدباء وكتاب من السودان ص ١٢٣٥ معجم المؤلفين السودانيين ٢١٢/١ موقع صحيفة سودانيال (الخرطوم) ١١/٧ ١٩٥٤ه، ومنتدى سودانيز أون لاين.



من حلب، تخرَّج في الكلية العسكرية، وشارك في حرب فلسطين ١٩٤٨م، ومهد لقيام الوحدة بين مصر وسورية عام ۱۳۷۸ه (۱۹۰۸م)، وکان من أوائل الذين انتسبوا إلى حزب البعث في صفوف الحيش، ومن الضباط الذين أيدوا الوحدة مع مصر. وكان عضواً في بحلس القيادة العسكرية الأعلى للجيش والقوات المسلحة، وعضواً في محلس قيادة الثورة، عارض موقف الحكومة السورية الانفصالية عام ١٣٨٢هـ (١٩٦٢م) فأبعدته إلى موسكو، ثم الأرجنتين، حيث عين ملحقاً عسكرياً هناك. وعندما حدث الانقلاب العسكري عام ١٩٦٣م، استدعاه حزب البعث ليشغل منصب وزير الداخلية في أول حكومة للثورة (البعثية)، ثم كان أميناً للقيادة القطرية في حزب البعث، وعضواً في القيادة القومية. وبطش بالناصريين حشية انقلاب منهم، وصار رئيساً للجمهورية وللمجلس الوطني لقيادة الثورة، وتوترت العلاقات بين سورية ومصر. وكان بعثيًا غاشمًا ظالمًا، ففي عام ١٩٦٥ اعتصم مصلون محتجون في المسجد الأموي، وأغلقت متاجر في دمشق أبوابها ،فماكان من الضابط (سليم حاطوم ) إلا أن اقتحم المسجد الأموي بآليته العسكرية وأطلق الرصاص على المصلين العزل! واقتيد الآلاف منهم إلى سجن مزَّة العسكري، ونُصبت محاكمات.. ، وأعلنت نقابة المحامين الإضراب، وكذلك المؤسسة القضائية اواعتلى شرفة قصر الضيافة

رئيس الدولة أمين الحافظ وخطب قائلاً: «إن النساء تلدن كثيراً، سنقطع أرجلهم وأيديهم ونرميها للكلاب ٠٠٠»! هكذا كان توجه المترجم له آنذاك. وتمت مصادرة العديد من المحلات التجارية والشركات عوأمعنت السلطة في استعمال العنف. ثم أطاح به اللواء صلاح جديد، وعلى إثره أصبح نور الدين الأتاسى رئيساً للدولة، وقد دامت رئاسة حافظ من ۲۷ تموز ١٩٦٣ حتى شباط ١٩٦٦م. انتقل إلى لبنان، وعندما تمكن حزب البعث بقيادة أحمد حسن البكر من إطاحة نظام حكم عبدالرحمن عارف في تموز ١٩٦٨م، انتقل إلى العراق، وصار قريباً جداً من الرئيس العراقي صدام حسين، وعاد إلى سورية بعد الغزو الأمريكي للعراق نوفمبر ٢٠٠٣م ، واعتزل العمل السياسي، ومات في يوم الخميس ٣٠ ذي الحجة، ١٧ كانون الأول في مسقط رأسه بحلب(١).

أمين حافظ النوباني (۱۳۶٤ - ۱۶۱۶ه = ۱۹۲۰ - ۱۹۹۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

أمين حامد هويدي ( ۱۳٤٠ – ۲۰۰۹ م. ۱۹۲۱ – ۲۰۰۹م) ضابط وزير.



(۱) الموسوعة العربية الميسرة ٢٩٤/١، موسوعة أعلام سورية ١٥/٢، موسوعة السياسة ٢٣٥/١، الموسوعة العسكرية ٢/١٠، الموسوعة الحرة، والعربية نت (إثر وفاته)، وتماكتبه هيثم المالخ في مقال عن وليد المعلم في ٢٠٠١/٥/٢٥.

ولد في محافظة المنوفية بمصر، حصار على الماجستير في العلوم العسكرية من كلية أركان الحرب، ومثلها من كلية ليفن وورث للقيادة والأركان بأمريكا، ومثلها في الترجمة والصحافة والنشر من كلية الآداب بجامعة القاهرة، وكان أحد أعضاء تنظيم الضباط الأحرار الذين قاموا بثورة يوليو ١٩٥٢م، درَّس في الكلية الحربية، وفي كلية أركان الحرب، وعمل مستشاراً للرئيس عبدالناصر للشؤون السياسية، وسفيراً بالرباط، ثم ببغداد، ووزيراً للإرشاد القومى، فوزيراً للحربية، فرئيساً للمخابرات العامة، واشترك في حروب، ووضع خطة الدفاع عن بورسعيد وعن القاهرة في حرب ١٩٥٦م، وكان عضو بحلس الأمة حتى عام ١٣٩٠هـ، وقد حضر ومثَّل مصر في العديد من المؤتمرات المحلية والعربية والدولية، وكتب مقالات في عدد من الدوريات، منها: الأهرام، والحياة، والأهالي. ومات يوم السبت ١٢ ذي القعدة، ٣١ أكتوبر. له (٢٥) مؤلفاً بالعربية والإنجليزية، منها: أزمة الأمن القومي العربي: لمن تدقُّ الأجراس؟ أضواء على أسباب نكسة ١٩٦٧م وعلى حرب الاستنزاف، الحرب والسلام في الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي، حروب عبدالناصر، ٥٠ عاماً من العواصف: ما رأيته قلته، الصراع العربي الإسرائيلي بين الرادع التقليدي والرادع النووي، صناعة الأسلحة في إسرائيل، كيف يفكر زعماء الصهيونية، لعبة الأمم في الشرق الأوسط: نحن وأمريكا وإسرائيل، البيروسترويكا وحرب الخليج الأولى: التحولات الإستراتيجية الخطيرة، التحولات الإستراتيجية الخطيرة: زلزال عاصفة الصحراء وتوابعه، حرب ١٩٦٧م: أسرار وحبايا، حرب الخليج الثانية: النتائج والآثار (مع آخرين)، العسكرة والأمن في الشرق الأوسط: تأثيرها على التنمية والديمقراطية،

الفرص الضائعة، القرارات الحاسمة في حربي العربي في مواجهة الأمن الإسرائيلي(١).

الاستنزاف وأكتوبر في السياسة والأمن، كيسنجر وإدارة الصراع الدولى: فيتنام -الوفاق الدولى - أيلول الأسود...، الأمن

أمين حسن أبو راس  $(\Lambda \Upsilon \Upsilon \Upsilon I - \Lambda P \Upsilon I \alpha = * \Upsilon P I - \Lambda \Upsilon P I \alpha)$ ثائر سیاسی وزیر،



ولد ونشأ في قرية الجشاعة عديرية ذي السفال من محافظة إبّ باليمن، طلب العلم في زبيد، وانتخب رئيسًا للجنة قطاع المشايخ في تنظيم (الجمعية الثورية الوطنية الديمقراطية) الذي أنشأه عدد من الثوار على الحكم الإمامي، ثم كان عضوًا في بحلس قيادة الثورة، التي دافع عنها، وكلُّف بمهمات عسكرية في عدد من المناطق، وكان له دور مهم في صدّ القوات الملكية التي حاصرت صنعاء سبعين يومًا عام ١٣٨٧ه. اشترك مع محمد محمود الزبيري عام ١٣٨٥ه في تأسيس تنظيم (حزب الله)، وكان عضوًا في الأمانة العامة به. وتعيَّن من بعد محافظًا لمحافظة الحديدة، ثم

(١) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٧٢، الجزيرة نت (١١/١٢/١١/١٤هـ)، الأهرام ع ٤٤٨٩٠ (۱/۱۱/۱۹ - ۲م).

كان مستشارًا لرئيس الجمهورية، وعضوًا في محلس الرئاسة، وعضوًا في المحلس الوطني، ووزيرًا للدولة، وعضوًا في بحلس الشعب التأسيسي (۲).

أمين حسين الريامي (١٣٨٤ - ١٤٢٥هـ = ١٩٦٤ - ٢٠٠٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### أمين الحضري زكى الحضري

ضابط، طبيب شعبي.

من مصر، ضابط برتبة عميد. كتب في أنواع الطبِّ الشعبي والنباتات الطبية والتداوي بها. نعى يوم الأحد ٢٢ ذي الحجة، ٢٧ أكتوبر.

عناوين كتبه في (سلسلة دواء لكل داء) الصادرة عن مكتبة مدبولي بالقاهرة: موسوعة العلاج بالأعشاب والنباتات والزيوت الطبية، صحة وجمال المرأة: موسوعة العلاج بالنباتات والأعشاب الطبيعية، موسوعة العلاج بالأعشاب: صحة ورعاية الطفل. ثم صدرت: موسوعة طبِّ الأعشاب والنباتات (في ١٠ أجزاء)، عن المركز الثقافي اللبناني، ١٤٣٦ ص).



(٢) موسوعة الأعلام/ عبدالولي الشميري.

أمين حلمي كامل (VTTI - TT3 [a = 11 1 1 - 11 + 74)

مهندس وزير،

زميل جمال عبدالناصر في دورة أركان حرب ١٩٤٦م، ثم كان وزيراً للصناعة، وأميناً لهيئة التصنيع، وأمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة في ليبيا، وأسهم إدارة وحبرة واستشارة في النهضة الصناعية بليبيا، وكان مديراً عاماً لمركز التنمية الصناعية للدول العربية، ومات هناك يوم الأحد ٥ صفر، ٩ كانون الثاني (يناير).

وطبع له: دليل التعاقد على المشروع الصناعي، التخطيط والتطوير للإدارة المتكاملة للمنشأة الصناعية الحديثة، صناعة الحديد الصلب وتقنياتما الحديثة، الخطة الدائمة لتطوير المنشآت وتحسين أدائها(٢).

أمين حماد = محمد أمين حماد

أمين خالد (0771 - P131A? = F1P1 - APP14)تربوی وضابط عسکری.



من «مَزْبود» في إقليم الخروب من لبنان، مدير مدارس، ضابط شرطة العدل. حمل عدة شهادات من الكلية العلمانية الفرنسية.

(٣) موقع د. فتحى بن شتوان (استفيد منه في · (A) 277/7/11

من عناوين كتبه: محاولات في درس جبران، أنا لي أم، من الدفاتر العتيقة، حتى الموت، صدى الأيام، حكايات وأحاديث، الحياة العائلية في لبنان في العقد السابع من القرن العشرين(١).

أمين خليفة عكاشة (۱۰۰۰ - ۱۶۲۹هـ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

أمين خليل حرب (١٣٥٤ - ١٤٢٦ه = ١٩٣٥ - ٢٠٠٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

أمين الخولي = أمين أنور الخولي

أمين داود فياض (۱۳۱۰ - ۱۹۸۲ – ۱۸۹۲ – ۱۹۸۹) رجل أعمال، محرر صحفي.

من «بَحْدِلْبُعْنا» في قضاء عالية، من أسرة درزية بلبنان، صاحب جريدة «البيان». اشتهر في بلاد الاغتراب فكان رجل العام ١٣٩٣هـ (١٩٧٣).

الأمين داود محمد (۰۰۰ - نحو ۱۳۹۸ه = ۰۰۰ - نحو ۱۹۷۸م) كاتب إسلامي.

أستاذ بجامعة أم درمان الإسلامية. له مؤلفات قيمة في الفكر الجمهوري (فكر المرتد محمود محمد طه الذي قتل حداً أول عام ١٩٨٤م، والذي كان يفسر القرآن

(١) وترجمته من كتابه الأخير، ومن قرى ومدن لبنان (١) ورجمته من كتابه الأخير،

(٢) معجم أسماء الأسر والأشخاص ص٢١٢، قرى ومدن لينان ٢٨٨١٩.

تفسيراً مخالفاً وكان قد ادَّعى النبوة)، منها: النبوة)، منها: معمود محمد طه وبيان موقف وبيان موقف مفتريات معمود القضاء منه، نقض من العلماء إلى ولاة الخفاض الفرعوي أي رأي الطبّ وفي

ي وي السبب ري حكم الشريعة، رجال من السودان<sup>(۱)</sup>.

أم**ين رشيد نخلة** (۱۳۱۹ - ۱۳۹۷ه = ۱۹۰۱ - ۱۹۷۱م) شاعر أديب، صحفي كاتب.



ولد في الباروك بجبال الشوف في لبنان، حيث الأكثرية الدرزيّة، نال إجازة الحقوق من جامعة دمشق. مارس المحاماة والصحافة، وأسس جريدة الشعب، وانتخب نائباً في المجلس النيابي اللبناني عام ١٩٤٧م عن منطقة الشوف. انتخب عضواً مراسلاً في مجمع اللغة العربية بدمشق. وهو شاعر النشيد اللبناني الرسمي، وقد اختاره أحمد

 (٣) زودني بمذه العرجة الأستاذ عبدالسيد عثمان من السودان، معجم المؤلفين السودانين ٢١٦/١.

ا ما (فطع المتني على من يه خلك المنافرة المورود المنافرة المتني المعلى والخطفة نتورود المعلى المتنافرة وعلى المتنافرة المتناف

أمين نخلة (خطه)

شوقي ليكون أميراً للشعر من بعده! مات في ١٥ جمادى الأولى، ١٣ أيار (مايو). ومماكتب فيه وفي شعره:

أمين نخلة الشاعر الجمالي/ إيليا الحاوي. أمين نخلة الفنان/ فوزي سابا.

أمين نخلة أديباً/ يونس عباس حسين (رسالة دكتوراه من الجامعة المستنصرية بالعراق).

تراوح إنتاجه الفكري بين المؤلفات الأدبية، والأعمال اللغوية، والدراسات القانونية، والأعمال التاريخية، فضلاً عن أعماله الشعرية، حيث كتب في الزجل كما كتب الشعر الفصيح. ومن أعماله تلك: أوراق مسافر، ديوان رشيد نخلة في الزجل، ذات العماد، في الحواء الطلق، دفتر الغزل (معه: الخصوصيات، والإخوانيات)، ليالي الرقمتين (معه: الحياة والطبيعة، الشعر وما إليه، الخصوصيات)، كتاب الملوك (معه: وجوه غائبة، وفي سبيل الصواب)، الديوان الجديد، المفكرة الريفية (بالاشتراك مع فؤاد أفندي). الحركة اللغوية في لبنان، أحكام الوقف، تحت قناطر أرسطو، الإثارة التاريخية (ثا.

(٤) للوسوعة العربية العالمية ١٨٢/٢٥، أعلام الأدب العربي

#### أمين رضوان (۱۰۰۰ ~ ۱٤۲۳ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۲م) صحفي متنقل.

من مصر، حرَّر في حريدة «الجمهورية» عصر، تنقل بين اليمن الجنوبي والقاهرة والسودان وإريتريا، وكان شاباً نوبياً أسمر البشرة، وماركسياً قحاً على رغم ثقافته الأزهرية! وكان صديقاً حميماً لقحطان الشعبي وفيصل عبد اللطيف إبان إقامتهما بالقاهرة ، وسافر في أعقابهما إلى عدن عندما استولت الجبهة القومية على السلطة ، وأصبح قحطان رئيسًا للدولة، وفيصل عبد اللطيف أمينًا عامًا للجبهة القومية ، فلما أطيح بالرجلين ظل أميناً في عدن، فلما أطيح بالرجلين ظل أميناً في عدن، الجدد...وكتب عن الثورة الإربترية مؤيداً وداعماً، وقد سجن في القاهرة، وحرم من الماء حتى كان يشرب بوله!(١).

#### أمين زكي الحاج حسين (١٣٣١ - ١٤٠٢ م = ١٩١٢ - ١٩٨١م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### أمين سلامة (۱۹۱۸ - ۱۹۹۸ه = ۲۰۰۰ - ۱۹۹۸م؟) مؤلف ومترجم مكثر.



المعاصر ۱۲۹۲۲، سنجل الأيام ۱۷۹/۲، تراجم الشعراء والأدباء ص ۳۳، أعلام من لبنان والمشرق ۱٤۸ (۱) سبتمبر نت ع ۱۹۵۰، الجمهورية (اليمن) ۱۹ يوليو ۲۰۰۸م، ومواقع أخرى.

(۲) الأهرام ٨ يونيو ٢٠٠٥م، الفيصل ع ٢٥٦ ص ١١٦٠.
 ونعل اسم والده «مصطفى».

من مصر، حصل على الماجستير في اللغة اليونانية من جامعة القاهرة، متخصص في الآداب اللاتينية واليونانية، ترجم العديد من أمهات الكتب الكلاسيكية المكتوبة بماتين اللغتين، وسافر إلى اليونان ٢٣ مرة، وزار لندن وباريس وألمانيا ورومانيا وسويسرا والنمسا وتركيا وقبرص، وعمل أستاذاً بالجامعة الأمريكية من ١٩٧٠ حتى بلوغه سن المعاش ، كما سبق اشتغاله بالتدريس في كندا والسودان. تنوعت أعماله المترجمة بين فلسفية وشعرية ومسرحية وروائية ونقدية. ذكر في آخر كتابه «حكاوي وبالاوي» الذي صدر عام ١٤١٣ه أنه الرقم (١٤١) من مؤلفاته، وأن تاليه بعنوان: عندما يتأوه الحب. وذكر فيه أنه أرسل (٣٤) ترجمة لمسرحيات يونانية ولاتينية إلى الكويت لنشرها في سلسلة المسرح العالمي في قصة مؤلمة، وأورد قائمة بحا في كتابه «شهر من

ومن تلك المؤلفات التي وقفت على عناوينها: اللغة اليونانية ( مع صموئيل عبدالسيد)، معجم الأعلام في الأساطير اليونانية والرومانية (ترجمة)، معجم الحضارة المصرية القديمة/ جور بوزنر وآخرون (ترجمة)، الرأي العام/ هاري هولو واي، جون جورج الزواج في الميزان، يوم الكرامة، حياتي في رحلاتي، الغزل عند الرومان، شهر من وارين/ جورج برنارد شو (ترجمة)، عندما وارين/ جورج برنارد شو (ترجمة)، عندما يتأوه الحب. وله غير هذا مما ذكرته في يتأوه الحب. وله غير هذا مما ذكرته في رتكملة معجم المؤلفين)(۱).

#### أمين بن سليم أبو الشعر (١٣٢٩ - ١٣٩٩ه = ١٩١١ - ١٩٧٩م) محام، مستشار إعلامي.

(٦) قاموس المؤلفين في شرق الأردن ص ١٦، من أعلام
 ٢٥٦ ص ١١٦٠ الصحافة في الوطن العربي ٢١/١، مسيرة الصحافة الأردنية
 ص٣٢٧. ووردت وفاته في مصادر: ١٩٧٦.



ولد في بلدة الحصن شمالي الأردن، أنهى علومه الثانوية في كلية تراسانتة بالقدس، حاز إجازتين من الجامعة السورية بدمشق في الحقوق، وفي اللغة العربية وآدابحا. مارس المحاماة والتدريس والصحافة والنشر، فأسس في عمّان «دار الرائد للدعاية والنشر»، وفي سنة ١٣٨١هـ، أصدر بعمّان جريدة «الرأي العام» اليومية، تولى مناصب إعلامية وسياسية متعددة في الأردن، وعمل مستشاراً إعلامياً في حكومة سلطنة عُمان، حيث أسهم في ظهور أول صحيفة في السلطنة.

من آثاره: ترجمة «ححيم دانتي» من الإنجليزية، مجاهد من أبو ديس<sup>(۱)</sup>.

أمين شِنّار عطا الله (١٣٥٣ - ١٤٢٦ه = ١٩٣٤ - ٢٠٠٥م) أديب صحفي.



ولد في مدينة البيرة بفلسطين، درَّس ومارس العمل الصحفي، أصدر بحلة الأفق الجديد، وشارك في تحرير جريدة الدستور بالقدس، عمل نائباً لرئيس بلدية البيرة، ثم تفرَّخ للعمل الأدبي، التجاً إلى الأردن بعد حرب للعمل المنضم إلى أسرة التلفزيون ويقدم فيها برامج تعليمية، وقد اعتزل في آخر حياته، واعتبر أحد رواد الحداثة في مطلع الستينات الميلادية.

صدر فيه كتاب: أمين شنار الشاعر والأفق.

وله: المشعل الخالد (شعر)، الكابوس (رواية)، الشعر الحديث في الأردن: مختارات (بالمشاركة)، ألوان من القصة القصيرة في الأردن (بالمشاركة)(١).

أمين بن عبدالرحمن يكن (١٣٥٥ - ١٤٢٠ه = ١٩٣٦ - ١٩٩٩م) داعية قيادي، مصلح سياسي.



نشأ في أحضان عائلة كبيرة من عوائل حلب، المعروفة بالوجاهة والغنى والنفوذ، وكان مسلكه ومسيرته في الحياة على النقيض من شباب تلك العائلات الكبيرة، فقد كان يغشى المساجد، ومجالس الذكر، والعبادة، والتوجيه، فنشأ متديناً ملتزماً بآداب الإسلام وأخلاقه، مع أنه كان أحد طلاب مدرسة الكلية الأمريكية بحلب، التي عرف معظم طلابها بالتحلل من أخلاقيات

 (١) موسوعة أعلام فلسطين ٢٢٥/١، موسوعة كتاب فلسطين ص ٧٨، معجم البابطين لشعراء العربية.

الدين، وقد لازم العلماء واستفاد منهم، وخاصة الشيخ عبدالفتاح أبو غدَّة، الذي لازمه سنوات طويلة. وأهَّله اتجاهه هذا لأن يكون من جماعة الإحوان المسلمين، وبلغ مرتبة القيادة فيها، بعد أن اشتدَّ عوده ونضجت شخصيته، وعمل فيها بجد وإخلاص وتفان، بعيداً عن العنف، في ظروف اتسمت بصعوبات جمَّة، صبر فيها على المحن؛ فدخل السجن عام ١٣٩٣هـ وعُذِّب فيه تعذيباً شديداً، وبعد الإفراج عنه غادر البلاد، وعاش مدة في بيروت، عاد بعدها إلى حلب سنة ١٣٩٥ه، وأعلن اعتزاله العمل التنظيمي في الإحوان، وبذلك تخلُّص من المراقبات والمضايقات، وانصرف إلى عمله في قريته. وقد تبوأ سابقاً منصب الأمين العام، وكذا نائب المراقب العام للإحوان المسلمين في سورية، قبل أن يكلفه الرئيس الأسد في بداية الثمانينات بالقيام بالتوسط بين الحكومة والجماعة ق ذروة أحداث العنف التي شهدتما. وقبل سنتين من وفاته قام برحلات مكوكية بين دمشق وعمَّان لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، إلا أنحا لم تسفر عن نتيجة تذكر بحذا الشأن. ولم ينسَ دعوته وإخوانه، ولاسيما في فترات الكرب والضيق والأزمات الشداد، ووقف نفسه ووقته لحل مشكلات إخوانه وأسرهم وأولادهم، والتوسُّط لتسهيل أمورهم. اغتيل في كمين مسلح بمدينة حلب على يد عناصر مجهولة، مساء يوم

#### أمين عبدالرزاق عبدالمجيد (۱۰۰۰ – ۱٤۱۸ه = ۰۰۰ – ۱۹۹۷م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

الخميس ٨ رمضان، الموافق ١٦ ديسمبر (١٠).

(٢) الجنميع ع ١٣٨٢ ص ١٤، ٣٥، وع ١٣٨٣ ص ٤٤، موسوعة الدعاة والأئمة ٢٥/٥٣، مئة أواتل من حلب ٢٠٠/١.

أمين عبدالكريم الزبيدي (١٣٤٩ - ١٤١٦هـ = ١٩٣٠ - ١٩٩٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

أمين بن عبدالله الشيبي = محمد الأمين...

أمين عبدالله مدني (١٣٢٨ - ١٤٠٤هـ = ١٩١٠ - ١٩٨٤م) مؤرخ أديب.



ولادته في المدينة المنورة، حاصل على الشهادة الابتدائية، مع المواظبة على جلسات الأدب والعلم والفقه في حلقات الحرم النبوي الشريف. عمل في عدة أعمال إدارية، وكان أول رئيس تحرير لجريدة المدينة المنورة عام ١٣٥٦هـ، وفي عام ١٤١٤هـ أنشئت «جائزة أمين مدني للبحث في تاريخ الجزيرة العربية»، وصدر «تسجيل توثيقي عن حفل الجائزة الأولى – ذو القعدة ١٤١٤هـ عن نادي المقعدة ١٤١٤هـ عن نادي المدينة المنورة الأدبى، ويقع في ١٥٥٥م.



أمين مدني (خطه وتوقيعه)

کما صدر فیه کتاب بعنوان: محب التاریخ/ مصطفی إبراهیم حسین، شکري فیصل.

- حدة: مطابع دار البلاد، ١٤١٤هـ، ٢٢٨ص.

ومن كتبه المطبوعة: الاستثمار المصرفي: شركات المساهمة في التشريع الإسلامي، التاريخ العربي وجغرافيته، التاريخ العربي ومصادره، التاريخ العربي وبدايته، الثقافة الإسلامية وحوافزها.

وذكرت له كتب معدَّة للطبع، هي: التاريخ العربي ودوله، التاريخ العربي ودوله، أحداث المدينة المنورة في ستين عاماً، رحلة الهند، رحلة تحامة، دراسات نحوية(١).

#### أمين عبدالمجيد بدوي (١٣٢٥ – ١٤١٨ه = ١٩٠٧ – ١٩٩٧م)

أحد روًّاد الدراسات الفارسية.

من الجيزة بمصر. تعلم في مدرسة السلطان حسين الأولية الراقية، ودرَّس في عدَّة مدارس بالصعيد الأوسط، ثم عمل في المالية، وبعد ذلك أكمل دراسته، فحصل على الدكتوراه من إيران، وأخرى من جامعة القاهرة، ونحض بتدريس اللغة الفارسية في كلية الآداب بجامعة عين شمس، وله قصائد منشورة تشفُّ عن نزعة عرفانية مثل شعراء الصوفية الإيرانيين.

صدر فيه كتاب بعنوان: من رواد الدراسات الشرقية الدكتور أمين عبدالجحيد بدوي وجهوده في الدراسات الشرقية/ إبراهيم حامد المغازي. القاهرة: دار الشمس للطباعة، ١٤٢٣هـ.

ومن مؤلفاته: أربيج البستان.

وترجم عن الفارسية سبعة كتب، منها: جنة الورد ( ترجمة لكتاب كلستان لسعدي

(۱) معجم الكتاب والمؤلفين في المملكة العربية السعودية ص ١٣٤ رقم (٦٤٢)، علماء ومفكرون عرفتهم ١٠٣/، أدباء سعوديون ص ٩١، معجم مؤرخي الجزيرة العربية ص ١٣٢، موسوعة الأدباء والكتاب السعودين ١٦٦/٣، دليل الكاتب السعودي ص ٣٧، عاشوا أيتاماً ٨١/١.

الشيرازي)، سندباد الحكيم (ترجمة لكتاب سندباد نامه)، من روائع القصص في الأدب الفارسي.

وله مؤلفات باللغة الفارسية في الأدب وقواعد اللغة.

وله خمسة دواوین مخطوطة، هي: حصاد المشیب، هشیم الحصاد، هشیم الحصید، حبث الحصید، دموع وشیمن، وذکرت له مؤلفات أحرى في (تكملة معجم المؤلفین)(۲).

#### أمين عرفان دويدار (۱۰۰۰ – ۱٤٣٤هـ = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### أمين عز الدين (١٣٤٢ - ١٤٢١هـ = ١٩٣٣ - ٢٠٠١م) قيادي ومؤرِّخ عمّالي.

حصل على إجازة في الآداب من جامعة القاهرة، والماجستير من جامعة أكسفورد البريطانية، من أبرز القيادات الشعبية والعمالية، أمضى عمره في خدمة الحركة العمالية المصرية. تولى مواقع قياديه مختلفة في مصلحة العمل والضمان الاجتماعي، وكذلك التنظيمات السياسية، كما عمل في مكتب الشؤون العربية برئاسة الجمهورية، وأسهم في صياغة التشريعات العمالية حتى عام ١٣٩٠ه، ووضع الأسس التي قام عليها اتحاد عمال مصر، توفي في مطلع علية الميلادية.

وله كتب، منها: تاريخ الطبقة العاملة المصرية (٣ مج)، شخصيات ومراحل عمالية (٣).

أمين علي السيد (١٣٣٨ - ١٤٣٠هـ = ١٩٢٠ - ٢٠٠٩)



من مصر، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، عضو مجمع اللغة العربية، عضو المحالس القومية المتخصصة. مات نحو ١٨ ربيع الأول، ١٥ آذار (مارس).

من مؤلفاته وتحقيقاته: الواضح في علم العربية للزبيدي (تحقيق)، العروض والقافية (مقرر دراسي)، في علم النحو، في علمي العروض والقافية، المقتضب للمرد (تحقيق ودراسة وتحليل ونقد، رسالة ماجستير، حصل على درجتها من كلية دار العلوم سنة ١٣٨٠هـ).

#### أمين علي طرخان (۱۳۲۳ – ۱۹۰۳ هـ = ۱۹۸۰ – ۱۹۸۲م)

أحد رؤاد علم الأنسجة الطبية بمصر. ولد في الفيوم، حصل دكتوراه الفلسفة في علم الأنسجة من جامعة لندن، أستاذ الهستولوجيا في كلية الطب بجامعة القاهرة، أنشأ قسم الهستولوجيا في العديد من الكليات بالجامعات المصرية والعربية، وأشرف على عشرات الرسائل العلمية في بحال علم الخلية وعلم الأنسجة، تخرَّج على يديه الكثير من الأطباء، عضو في العديد يديه الكثير من الأطباء، عضو في العديد المناهمية والطبية، وهو رائد الجمعيات العلمية والطبية، وهو رائد الجمعية العلمية بكلية الطب. مات في ١٤ ربيع الأول، ٢٩ ديسمبر.

<sup>(</sup>٣) الفيصل ع ٢٩٣ (ذو القعلة ١٤٢١هـ).

له العديد من المؤلفات العلمية والبحوث المنشورة في مجال علم الأنسجة بأهمً المحلات العالمية والمحلية(١).

أمين فارس رزق (۱۳۰۸ – ۱۹۰۶ه = ۱۸۹۰ – ۱۹۸۳م) محرر صحفی إعلامی.



من بلدة حزّين في جنوب لبنان، تعلم في مدرسة عبية، والحكمة، وعيّن مديراً لمدرسة العتيقة، رأس تحرير جريدة «الحديث» و «الرواد»، وكتب مقالات أسبوعية لجلة «الصياد»، كما سجّل أحاديث إذاعية سياسية لحيئة الإذاعة البريطانية، وعادى الخلافة العثمانية الإسلامية، ودعا إلى «التحرر والدعقراطية»، أطلق عليه بعضهم شاعر الحكمة، وشاعر الشلال، وله قصائد شعر (۱).

أمين فارس ملحس (١٣٤٢ – ١٤٠٣ه = ١٩٢٣ – ١٩٨٣م) تربوي أديب.

ولد في القدس، وتخرّج في كليتها العربية، عمل مستشاراً ثقافياً في محطة الشرق الأدنى للإذاعة العربية، وقدّم لها عدداً من البرامج، ثم مضى إلى العراق مدرّساً، وحصل من مصر على دبلوم في التربية، عاد إلى القدس

ليعمل في معهد دار المعلمين، ثم مفتشاً في دائرة التعليم بوكالة الغوث، وفي الأردن رأس قسم التوثيق التربوي، ورأس تحرير مجلة رسالة المعلم. وقد مارس التربية والتعليم، وكتب لتعليمية، من خلال خبرته العملية واطلاعه على النظريات التربوية في الغرب. وكتب في نقد القصة وتطورها الفني، وتأثر بما كتب عن القصة القصيرة في الغرب، وبخاصة ما كتبه إدجار آلان بو، وهو ثورن. كما كتب القصة والتمثيلية الروائية، وترجم.

مجموعاته القصصية: من وحي الواقع، سمسمة الشجاعة (للأطفال)، أبو مصطفى وقصص أحرى، ذيول.

فارس ملحس: القاص الأديب/ ناصر على

ومن تمثيلياته الروائية: على الزيبق.

ناصر إبراهيم.

ومن الكتب المدرسية: القراءة السعودية للحرس الوطني (واشنطن)، سلسلة كتب السكاكيني الجديدة، (معدلة، مع آخرين). وله مسرحيات إذاعية وكتاب مترجم، ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين) (٣).

أمين أبو الفتوح بطّاح (١٣٤٤ - ١٩٢١ه = ١٩٢٦ - ٢٠١٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

أمين كمونة = محمد أمين بن ضياء الدين

أمين مجدي حسنين (۱۳۸۰ - ۱۲۲۰ه = ۱۹۲۰ - ۲۰۰۰م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

أمين محمد حماد = محمد أمين حماد

(٤) التوحيد (مصر) ع ١١ (ذو القعلة ١٤١٩هـ) ص ٥٥٠ مصريون معاصرون ص ٢٤؟ (٣) الكتاب المذي ألف فيه، وموقع وزارة الثقافة الأردنية
 (استفيد منه في ٢٩/٧/١٦ هـ)، معجم أدباء الأردن
 ٢٩/١.

أمين محمد رضا (١٣٤١ - ١٤١٩ هـ = ١٩٢٢ – ١٩٩٨م) طبيب حراح، داعية محسن. والذه أبضاً على ، وأستاذ ثر الحاجة

والده أيضاً طبيب وأستاذ في الجراحة، ناصرَ السلفية بعلمه وماله، ووالدته نعمت صدقى صاحبة مؤلفات منها: «التبرج» و «معجزة القرآن». مارس مهنة الجراحة ودرَّسها في مستشفيات وجامعات مصرية، وكان عضواً في (١٣) جمعية طبية بالداخل والخارج، وحصّل جوائز وميداليات من هيئات علمية، وكان محاضراً في كثير من الندوات والمؤتمرات، رأس بحلس تحرير بحلة الإسكندرية الطبية، وكذلك بحلة كلية الطب بجامعة الإسكندرية، وكان من الأغنياء العلماء، سخّر ماله وعلمه في خدمة الآخرين، كتب في مجلة الهدي النبوي، ثم محلة الإخلاص الإسلامية، ثم بحلة التوحيد التي رأس تحريرها مدة شهر، وبلغت بحوثه ومقالاته (١٦٠) بحثاً ومقالاً نشرت له في الداخل والخارج، وأشرف على (۱٤) رسالة ماجستير، و (۸) دكتوراه في حراحة العظام.

وألف ستة كتب علمية، أشهرها: دليل طلبة الدراسات العليا في إعداد خطط البحث لرسائل درجتي الماجستير والدكتوراه(٤).

أمين محمد شعبان (۱۰۰۰ - ۱۲۳۳ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۲م)

باحث فني، مصمّم استشاري.



<sup>(</sup>١) حكماء قصر العيني ص٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

من مصر. حصل على الماجستير، ثم المدكتوراه عام ١٣٩٧هـ (١٩٧٧م) من كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، ثم كان أستاذًا بالكلية نفسها، ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وكيل أكاديمية (أخبار اليوم) لشؤون البيئة، نقيب مصمّى الفنون التطبيقية، من رواد صناعة الطباعة في مصر. نعي في يوم الثلاثاء ١١ جمادى الأولى، ٣ إبريل.

رسالته في الماجستير: الأسس الفنية والعلمية في طباعة الليثوغراف.

وفي الدكتوراه: دراسة مشكلة طباعة الكتاب المدرسي في جمهورية مصر العربية. وله من المطبوع: مشاكل الإنتاج الطباعي: تعريفها – أسبابها – طرق علاجها، أساسيات التصوير الضوئي، تكنولوجيا ماكينات الطباعة البارزة (مقرر جامعي)، تقنيات الطباعة والنسيج والتجليد، أسس التصميم (لدارسي الفنّ والتصميم)، تكنولوجيا الورق(١).

أمين محمد طليع (١٣٢٩ - ١٤٠٩ه = ١٩١١ - ١٩٨٩م) قاض كاتب،



ولد في جديدة الشوف بلبنان، وتخرَّج محامياً في جامعة ليون بفرنسا، ذهب إلى

(١) الأهرام ع ٤٥٧٧٤ (١١/٥/١١هـ) مع إضافات. وهو أمين محمد شعبان فرج.

العراق للتدريس، ثم عاد إلى لبنان وشغل عدة وظائف في القضاء. توفي يوم الجمعة ٧ شوال، ١٢ أيار.

من آثاره المطبوعة: أصل الموحدين الدروز وأصولهم، مشيخة العقل والقضاء المذهبي الدرزي، التقمص، سيرة رشيد طليع.

ومما تركه مخطوطاً: تاريخ الشوف، تاريخ آل طليع، المذهب الدرزي، دراسة عن المرأة الدرزية(٢).

أمين محمد علي (١٣٣٦ - ١٤٢١هـ = ١٩١٧ - ٢٠٠٠م)

شاعر غنائي.

من القاهرة، حصل على إجازة في علم النفس من كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول، توظف في وزارة الدفاع، وعاش في الظل حتى وفاته. ألّف الأزحال والأغاني، وكان عضواً في جمعية المؤلفين والملحنين بباريس. له ديوانان مطبوعان: أنغام مع النهر، وانشدوا معي. وله أربعة مخطوطة: أصداء الشوق، في زورق الأحلام، أغاريد المهرجان، أطياف الظل(٢).

أمين بن محمد علي إسبر (١٣٥٨ - ١٤٢٤هـ = ١٩٣٩ - ٢٠٠٣م) دبلوماسي، باحث سياسي.



(٢) معجم أعلام الدروز ١٠١/٢. (٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

واجتماعياً، إفريقيا والعرب، مسيرة الوحدة الإفريقية، السلام والتسليح النووي، تطور النظم السياسية والدستورية في سورية، الحركة النقابية في العالم والوطن العربي، محاضرات في التنظيم الدولي، محاضرات حول الأنظمة السياسية والدستورية في العالم، نديم محمد،

ولد في بشكوم من قرى جبلة بسوريا،

حصل على الدكتوراه في الحقوق، عمل في

وزارة الخارجية مستشاراً دبلوماسياً وسفيراً،

عضو جمعية البحوث والدراسات في اتحاد

من آثاره المطبوعة، إفريقيا سياسياً واقتصادياً

الكتاب العرب.

توبة المطر (ديوان)(<sup>1)</sup>.

أمين محمد علي الهلالي (١٣٢٧ - ١٤٠٣هـ = ١٩٠٩ - ١٩٨٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

من القاهرة، درس في مقرأة عبدالعزيز السخار، وتعلم القراءات ثم درسها في بلده، وكان من المعارضين لإنشاء معهد القراءات، بحجة أنه يؤدي إلى ضعف التلقي والإقراء وضياع قيمة السند. درس في معهد متخصص بالقراءات في الخرطوم، ثم كان خبير قراءات في جامعة القرآن الكريم بحا، ودرس في قسم الدراسات العليا، عاد إلى موطنه ومات بالقاهرة (٥).

(٤) الوطن (قطر) ٢٠٠٣/٨/١٨ ، أعضاء اتحاد الكتاب العرب ص٥٣.

(٥) إمتاع الفضلاء ٢٨٢/٢.

#### أمين محمود رويحة (P171-3-31a=1.P1-3AP14)

طبيب وكاتب مناضل.

ولد في اللاذقية من أصل حموي، درس الطب في ألمانيا، وتخرّج في الجراحة، عاد

الأول العمل في العراق للحاجة إليه، فاعتبر ذلك واجباً وطنياً، وتعدّى عمله هناك من العمل الطبي إلى الاشتغال بالقضايا العربية. وعندما اندلعت ثورة ١٩٣٦م في فلسطين آزرها بحميع ما يملك... وتحول بيته إلى

الناسور

Dr. AMIN RUELTA عارشيد - ٢٠٠٠ :

ペン/ ソノハ よいぬ

والمعالم المن المكريم! بعار تطيع الأسراس المهيدة بالتنصل عد سالارك ن كتابك الاخرلاب الماب عيرالم دير الحالا الالله الباب والمقد إسترارين للقرار دوره والما والمشارع والمدانية فيما فيعد وتكريه اطنك مندا المؤرد على إله بمبع الدلائل والطروف تدل المائم - يعافظومه على سندالد فعد مها كلفال الاسر لأمر سيحفيل حذا م بيصم معا تعم في الداخل والخارج ما لتسدى ب الماسية وفي والماسية الماسية الماسية وور و المن الله المنتظر لهلاء المعقف وظهوالثيثهم ضهدالوأجب العنستنفل تتعذه الظربري لنعترته الرأبظ والتغدم بضح تعطوا شاكى الاسام وتلم يظهرا م النظرة أو رصنا برماية المستولية على أد منتنا عيدا من المان ا المبل كريه هذا المشهراء المعيل بع نبغه بأي لذياره عدى المرسروب حداً جداً دنت عجدين بلات رحداً والذي والسرن اعدله بالطربقه الإربنيتوها والسعام فعيكم لميانيكم

#### أمين رويحة (خطه من خلال رسالة إلى نبيه العظمة)

إلى اللاذقية لكن السلطات الفرنسية أجبرته على مغادرتما بسبب نشاطه، فعاد وعمل في مستشفيات ألمانيا. ثم ذهب إلى مصر وافتتح عيادة في الإسكندرية. وعندما اندلعت الثورة السورية أغلق عيادته وحمل ما استطاع نقله منها من الأدوات الجراحية لمعالجة حرحى المجاهدين. وبعد انتهاء الثورة عاد إلى مصر ليقبل وظيفة رئيس أطباء مستشفى الرشيد. وطلب منه الملك فيصل

مستودع للسلاح! ولم يكن على وفاق مع نوري السعيد، فوضع تحت الإقامة الجبرية، ثم تمكن من السفر بطائرة خاصة إلى مصر بحجة معالجة ابنه فيصل، لكن نوري السعيد بالاتفاق مع البريطانيين أجبروا الطائرة على الهبوط في إحدى مطارات فلسطين، وهناك اعتقله الإنحليز ووضع في سجن عكا، ثم نفوه إلى روديسيا، حتى شُمح له بالعودة إلى سورية عام ١٩٤٧م.

وكانت له علاقة وثيقة بشكرى القوتلي، وعين مديراً للمستشفى العسكري، ورشح نفسه لانتخابات المحلس النيابي عن اللاذقية ففشل. وعندما اندلعت معارك فلسطين عام ١٩٤٨م التحق بجيش الإنقاذ. ثم عاد إلى سورية وارتفع نشاطه السياسي، فكان أحد مخططى انقلاب أديب الشيشكلي ضد الحناوي وحزب الشعب، ثم اعتقل وواجه حكم الإعدام بتهمة التخطيط لاغتيال الشيشكلي، ثم أطلق سراحه. انتقل عام ١٣٧٥ه إلى السعودية، وتولى إدارة صحة الحيش، لكنه اصطدم ببعض الأمراء، فتركها وتوجه إلى لبنان، ليعيش في «حمانا» بعد حياة الاضطراب والتنقل. ونشط من بعد كتابياً، وكان يتقن العربية والتركية والفرنسية والإنجليزية والألمانية.

لنترمة محبة والبلال وولاه الاصاعب السعدالملكي الأمرفيل وبمالعهدالمعظم التكتير لمؤروه حرايا ١٤/٥/١٤

#### (خطه وتوقيعه)

آثاره العلمية: أخطار التمدن في التغذية: الأضرار الصحية الناجمة عنها، الإسعافات الأولية، أمراض الأوعية الدموية، أمراض الجهاز البولي، أمراض شعبية: الصداع -السل الرئوي - الأمراض الزهرية، التداوي بالأعشاب، التداوي بالإيحاء الروحي، التداوي بلا دواء، التغذية والمشروبات الروحية، الحمال والرشاقة: أحدث وسائل فن التجميل وممارسته بطرق علمية، الجيمناستيك الصباحي: شباب دائم ومرونة وصلابة. وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

<sup>(</sup>١) المُثقَفُونُ في السياسة والجتمع ٦٦، معجم المؤلفين السوريين ٢١٦، الرعيل العربي الأول ص ٣٣٢، الشرق الأوسط ١٩٨٤/٨/٢١م. وخطه أدناه من كتاب: مكتبة الملك فيصل الخاصة.

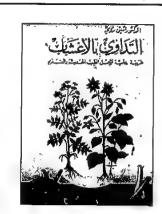

أمين محمود عطايا (١٣٥٧ - ١٤١٨ه = ١٩٣٨ - ١٩٩٨م) ضابط وباحث عسكري.

من صفد بفلسطين، التجأت عائلته إلى دمشق بعد النكبة، تطوع في الجيش السوري، حصل على إجازة في العلوم العسكرية من الكلية الحربية بالقاهرة، وأتبعها بعدة دورات عسكرية في الجيش السوري، ثم دورة قيادة عليا في يوغسلافيا، خاض حرب حزيران قائد سرية أمامية في القطاع الشمالي، وحرب تشرين رئيس عمليات قوات الصاعقة، له مقالات وبحوث عسكرية عديدة في مجلات متخصصة، مات في ٢٥ شوال، ٢٢ شباط (فيراير).

وله كتب، منها: الأمن القومي العربي في مواجهة الأمن القومي الإسرائيلي، العمليات العسكرية البرية في حرب الخليج الثانية، العقيدة العسكرية الإسرائيلية بعد حرب تشرين الأول ١٩٧٣م، الأسلحة الأمريكية ذات الدقة العالية التي استخدمت في عملية عاصفة الصحراء، ربيع ١٩٩١م، الكيان الذاتي الفلسطيني أقل من دولة وأكثر من عكم ذاتي: دراسة وثائقية تحليلية لاتفاق غزة أربحا أولاً، النظام الإقليمي الشرق غزة أربحا أولاً، النظام الإقليمي الشرق السكانية – الاجتماعية – السياسية)، الإسرائيلية، المتراتيجية النووية الإسرائيلية، استراتيجية الحرب العربية

الإسرائيلية. وذكر له كتابان تحت الطبع هما: فن الحرب، الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية (١).



أمين المميز = محمد أمين بن عبدالجبار...

أمين بن ميرزا حسين البريكي (١٣٧٠ - ١٤٠٦هـ = ١٩٥٠ - ١٩٨٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

أمين نايف ذياب (١٣٥٠ - ١٤٢٧هـ = ١٩٣١ - ٢٠٠٦م) باحث معتزلي.

ولد في قرية المنسى بقضاء حيفا لأبوين بدويين، أثم الدراسة الابتدائية في جنين، ثم حصل على شهادة تؤهله للتدريس، فدرَّس في وكالة الغوث ومدارس حكومية وفي السعودية، وسجن عدة مرات لانتسابه وانتقل من الحزب المذكور إلى فرقة المعتزلة وصار داعياً لها، وربط قوامة الأمة وانتصارها بإعادة بناء عقلها على أساس فكر المعتزلة! وكان أمير المعتزلة في الأردن، وله حضور عين المنتديات والندوات، توفي صباح يوم الخميس ١٩ جمادى الأولى، ١٥ حزيران (يونيو).

بلغت مؤلفاته أكثر من (۸۰۰۰) ورقة، بعضها صدرت في كتب مطبوعة، وبعضها ما زال مخطوطاً. ومن عناوين مؤلفاته: حدل الأفكار(٣).

أمين نخلة = أمين رشيد نخلة

أمين نصُّوح العريسي (۱۰۰۰ - ۱۲۳۱هـ = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۰م)

محام حزبي. من بيروت، رئيس حزب الهيئة الوطنية بلبنان. توفي يوم ۲۸ ربيع الآخر، ۱۳

بلبنان. توفي يوم ۲۸ ربيع الا نيسان (أبريل).

أمين نقوري (۱۳۶۰ - ۱۹۰۹ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۸۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

أمين الهلالي = أمين محمد على الهلالي

**أمين الهندي** (۱۳۵۹ – ۱۹۶۱ه = ۱۹۶۰ – ۲۰۱۰م) ضابط أمن.



ولد في غزة، عمل في حركة فتح منذ تأسيسها ضمن جهازها الأمني، وعرف بعلاقته القوية بصلاح خلف (أبو إياد)

(۲) الموسوعة الحرة (آخر تعديل ۲۷ ديسمبر ۲۰۰۹م)،
 وموقع محاور، مماكتبه تلميذ له.

(١) موسوعة أعلام فلسطين ٢٢٨/١.

مؤسس جهاز الأمن الموحد، وكان من الخلايا الطلابية الأولى لحركة فتح في ألمانيا، وله علاقة مباشرة بعملية ميونخ الشهيرة التي قتل فيها ١١ رياضياً إسرائيلياً ضمن دورة الأيعاب الأولمبية عام ١٩٩٢ه (١٩٧٢م) التي نفذتها منظمة أيلول الأسود. عين رئيساً لجهاز المخابرات الفلسطينية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام ١٤١٤ه مناسب السلطة الفلسطينية عام ١٤١٤ه (١٩٩٤م)، وكان يحمل رتبة لواء. توفي في المضان، ١٨ آب(١).

أمين هويدي = أمين حامد هويدي

أمين يكن = أمين بن عبدالرحمن يكن

أمينة أحمد السعيد (١٣٣٣ - ١٤١٦ه = ١٩١٤ - ١٩٩٥م) كاتبه صحفية «متحررة»، عاملة في شؤون دا أت

من القاهرة. من أوائل الفتيات اللواتي تخرجن من قسم اللغة الإنجليزية بجامعة فؤاد الأول، عملت في مجلة «آخر ساعة»، ثم مجلة «المصور»، ثم تولت رئاسة تحرير مجلة توليها رئاسة مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، ورئاسة تحرير مجلة «المصور» مع الصحافي ورئاسة تحرير مجلة «المصور» مع الصحافي تقاعدها، حيث عينت مستشارة للمؤسسة، واعتبرت الرائدة في الصحافة المصرية. كما مارست العمل النقابي والسياسي، فعملت وكيلة لنقابة الصحافيين، وعضواً في لجنة مخلس الشورى لدورتين، وعنواً في لجنة المشورى لدورتين، وتولت منصب الأمين العام للاتحاد النسائي العربي.

(۱) الجزيرة (الرياض) ع ١٣٨٣٩ (١٩/٩/٩)، الجزيرة نت ١٤٣١/٩/٨.

وكانت ذا فكر علماني، تدعو إلى تحديد النسل، وتنصح باللجوء إلى الزواج العرقي، وتصف اللباس الإسلامي للمرأة بأنحا« ثياب ممجوجة قشرة سطحية»، وأنحا «تدثر بالأكفان»... وهي من الخمسة مصريين الذين وقعوا على البيان العالمي للدفاع عن سلمان رشدي، والآخرون هم: أنيس منصور، نوال السعداوي، التي مؤلت مؤسسة فورد مؤتمرها لتحرير المرأة، وأحمد عثمان، ومرسي سعد الدين، وبليغ وأحمد عثمان، ومرسي سعد الدين، وبليغ أغسطس).



أمينة السعيد (خطها من رسالة لها إلى محمود البدوي)

ومن عناوين كتبها: أبناؤنا المنحرفون: قصص واقعية من الحياة، الجامحة (رواية)، مشاهدات في الهند، بايرون (وهو ترجمة لحياة الشاعر الانجليزي لورد بايرون)، نساء صغيرات/ لويزا إم الكوت (ترجمة، ٢مج؟)، حبوبتي الطفلة المجنونة الرائعة/ ماري ماك كراكن (ترجمة)، حواء ذات الوجوه الثلاثة نساء عاريات: أسرار المرأة في عيادة الطبيب النفسي، الشارع الرئيسي/ سنكلير لويس (ترجمة)، وجوه في الظلام (قصص)، لويس (ترجمة)، وجوه في الظلام (قصص)، وأخواتما (ترجمة)، ديبز الطفل الذي فقد وأخواتما (ترجمة)، ديبز الطفل الذي فقد نفسه (قصص)، وأعمال أخرى لها ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين) (٣).

(٧) أحلام وأقزام ٢/١٤١، ١٨/٨٠ الموسوعة التومية للشخصيات للصرية البارزة ٧٧، الضاد (أيلول ٢٠٠٠م) للشخصيات للصرية البارزة ٧٦، الضاد (أيلول ٢٠٠٠م) أعلام مصر في القرن العشرين ١٣١ (ووردت سنة وفاتفا هنا ١٩٥٥م خطأ)، القيصل ع ٢٧٧ ص ١٢١، مصادر الأدب النسائي ٥٤٦٥ أدبيات عربيات ٢٦/٥ الأهرام ع ٢١٥٠٠ النسائي ٢٤٥٥ أدبيات عربيات ٢٦/٥ الأهرام ع ٢١٥٠٠

أمينة رزق = أمينة محمد رزق

أمينة السعيد = أمينة أحمد السعيد

أمينة السلمي (١٣٦٥ – ١٩٤١هـ = ١٩٤٥ – ٢٠١٠م)

صحفية مهتدية داعية.

من أمريكا. عُرفت بتفوقها الدراسي والحامعي، نالت شهادة في عالم الترفيه، وعملت في الصحافة، وفي التنصير، وكانت مسيحية متدينة، تنظر إلى القرآن على أنه كتاب مزيف، وأن النبيَّ محمدًا صلى الله عليه وسلم كذلك. اضطرت في منحة دراسية أن تجتمع بطلاب عرب، وكانت تكرههم، ثم فكرت بالعمل على هدايتهم إلى المسيحية، ولكنها انقلبت إلى مسلمة عام (١٣٩٧هـ)، حيث قرأت القرآن الكريم عدة مرات، وكتبًا عن الإسلام، وجادلت وناقشت وحاورت المسلمين، لتحد نفسها مسلمة عن اقتناع، ثم بفخر واعتزاز، وتقول: «إنني في غاية السرور لكوني امرأة تنتمي إلى الدين الإسلامي، حيث إن الإسلام هو حياتي، وهو نبضات قلي، وكذلك هو الدم الذي ينساب في شراييني، وهو مصدر قوتي، إذ جعل حياتي في غاية الجمال والروعة، وإنني لا شيء بدون الإسلام، ولا حياة لي إذا لم يرعني الله بوجهه الكريم». وعانت في حياتها من صدِّ محيطها وبيئتها ما تعانيه المهتديات، ولكنها صبرت وكافحت، رغم أنها حُرمت من حضانة طفليها، وحيَّرها القاضي (٢٠) دقيقة فقط لتختار نزع طفليها منها إذا أبقيت على الإسلام، أو تعود إلى النصرانية فتأخذهما. وكانت أصعب الدقائق عليها، وهي تتصور

(١٢/١٦/١م)، إبداع المرأة ص ١٤٣. وخطها من موقع المكتبة الإلكتونية المصرية – عمود البدوي.

فراقهما إلى آخر حياتها! فهداها الله وتبتها على الحق، فاختارت دينها الجديد، ولم تخف من تحديد والدها بقتلها، ثم هداه الله إلى الإسلام على يديها! وحسرت وظيفتها لدى ارتدائها الحجاب، وصبرت، وتزوجت، ورُزقت بطفل، واشتهرت، فقد كانت ذات تحوال دائم في أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية، وألقت محاضرات كثيرة حول الإسلام وتعاليمه ومفاهيمه وحضارته، لاقت إعجابًا وتقديرًا على مستوى واسع، وأصبحت رئيسة للاتحاد الدولي للنساء المسلمات، هذه المنظمة التي تمكنت من تحقيق عدد من الإنحازات البارزة، وأسلم على يديها الكثير من الناس، وأسلم من أهلها والداها وجدتما، وزوجها، وابن لما بعد أن كبر، وكذلك ابنتها.. وتوفيت في حادث سيارة في مدينة نيوبورث بولاية تينيسي في ٢٠ ربيع الأول، ٥ آذار. رحمها

#### أمينة سيد علي زلزلة (١٣١٦ - ١٤١٤ه = ١٨٩٨ - ١٩٩٣م) فقيهة واعظة، تربوية ريادية.

ولدت في الكويت، حفظت القرآن الكريم، انكبت على قراءة العلوم الشرعية وغيرها، ساعدها في ذلك وجود مكتبة كبيرة في بيت والدها. افتتحت مدرسة في بيت زوجها وتخرج فيها كثيرون وكثيرات، وكانت مصدراً مهماً في بحال المعلومات الفقهية والدينية المرتبطة بالحياة اليومية، وتلبي حاجات السائلين والسائلات. وفي أواخر حياتها روي أنها كانت تختيم القرآن الكريم حياتها روي أنها كانت تختيم القرآن الكريم

مرة في كل يوم، وأنها كانت تقوم أكثر

الليل. ماتت في الأول من شهر الحرم(٢).

#### أمينة علي (۱۹۸۰ - ۱۹۸۰ هـ = ۲۹۸۰ م)

داعية صابرة. زوجة الداعية الإسلامي محمود الجوهري في مصر، كانت مهتمة بالشأن الإسلامي، وأعطت دروسا للفتيات والنساء، التحقت بقسم الأحوات المسلمات وكانت أمينة للصندوق، ثم انتخبت سكرتيرة للقسم، وكانت داعية، فنشطت في نشر الفكر الدعوي للإخوان المسلمين، واشتركت مع أحواتها فكؤنت لجنة لزيارة الشعب والأقاليم وتفقد أحوالها، وزارت هذه اللجنة معظم الفروع في الوجه البحري والإسكندرية وبعض مدن الصعيد، وكان لها جانب في الدور السياسي، فكانت ضمن المحموعة التي توجهت إلى الوزراء والملك بمذكرة من الإمام البنا لدحض أسباب حلِّ الحماعة عام ١٣٦٨ه. وكان لها شأن كذلك في الجانب الاجتماعي، فأنشأت مع أخواها مدرسة لليتيمات (مدرسة التربية الإسلامية للفتاة) وكان يقام من خلالها المعارض للأشغال اليدوية، ويجعل ربعها لمساعدة أسر الشهداء والأسرى والمعتقلين، وقد استولت عليها الحكومة من بعد. كما كانت لما يد طولي في حل المشكلات الأسرية، فكان الإمام إذا أُشعر أو طُلب منه حل مشكلة أسرية نادى الجوهري ليذهب هو وزوجته أمينة لحلها. وشاركت في تنظيم العديد من معارض الملابس والأدوات المنزلية وغيرها من المشاريع التي كانوا ينفقون عائدها على الفقراء. وبعد تعرض الإخوان للمحنة في عام ١٣٧٤هـ، ودخول كثير منهم السجن، أخذت على عاتقها رعاية أبناء الشهداء والإنفاق على بيوت المعتقلين من الإخوان، وشاركها كثير من الأحوات في ذلك. قبض عليها الطغاة عام ١٣٨٥هـ، وأودعوها السحن رغم إصابتها بحرض السكر والذبحة الصدرية

والقلب، حتى كانت تأتيها إغماءة بين الحين والآخر، مما اضطر زوجها أن يكتب اعترافاً بأنه المسؤول عما نسب إليها من قضايا وأخرجوها من السجن، خوفاً من أن تموت داخله بعد أن قضت في أتون جحيم السجن الحربي ثلاثة أشهر، قضتها بين التعذيب والتحقيق ومنع الأدوية عنها، وقد اعتقل معها أكثر من مائتي أحت من الأخوات المسلمات. وكان لها نشاط دعوي وثقافي متحدد، فكتبت في صحف الإخوان السلمين المختلفة تحث النساء على العمل للإسلام، وتوجههن إلى كيفية العمل، وكانت تكتب في ركن الأخوات في محلة الإخوان المسلمين الأسبوعية تحت عنوان: أخواتنا، وفي بحلة الإخوان اليومية تحت عنوان: إليك. توفيت في شهر ربيع الآخر، آذار (مارس)، رحمها الله (۱۲).

#### أمينة بنت قطب بن إبراهيم (٠٠٠ - ١٤٢٧ه = ٠٠٠ - ٢٠٠٧م)

ر داعية صبور،

من أسرة ذات باع طويل في الدعوة والجهاد، شقيقة سيد ومحمد، زوجة الشهيد مع شقيقها سيد وشقيقتها حميدة، فأعدم سيد، وسجنت حميدة عشر سنوات، بينما اعتقلت هي عدة شهور في السجن الحربي، الذي عرف بقصص التعذيب الرهبية، التي تعرّض لها الإحوان المسلمون أثناء حكم جمال عبدالناصر خاصة، وقد تحت خطبتها خلال سجن السانيري عام ١٣٧٥ه، حيث كان قد حكم عليه بالسجن المؤيد، ثم خيرها في الطلاق في زيارة لها بالسجن المؤيد، لئلا يكون عقبة في أمر مستقبلها، وقال لها: إنهم يفاوضوننا في تأييد الطاغية نمناً

(١) موقع أنصار السنة (إثر وفاتما).
 (٢) قاموس تراجم الشخصيات الكويتية ص ٣٧.

<sup>(</sup>T) الجتمع ع ١٧٥٢ (٢/٥/٨١٤١٨) ص٤٢.

للإفراج عنا، ولن ينالوا مني بإذن الله ما يريدون، حتى ولو مزّقوني إرباً. وقد رثته في ديوان كامل، يعتبر من أروع ما رثي به شهيد في هذا العصر، وقد كانت مدفوعة إلى الأدب بشكل كبير، فكتبت القصّة، ثم قرأت كتب الشعر والأدب، ونظمت الشعر ذا الطابع الإيماني، بتشجيع من أخيها محمد، وماتت في شهر ذي الحجة.

لها بحموعتان قصصيتان بعنوان: في تيار الحياة، وفي الطريق. وديوان رثاء: رسائل إلى شهيد، ولها بالمشاركة: الأطياف الأربعة(١).



# أمينة محمد رزق (۱۳۲۸ - ۱۹۲۶هـ = ۱۹۱۰ - ۲۰۰۳م)

ولدت في طنطا، بدأت دراستها في مدرسة ضياء الشرق، انتقلت إلى القاهرة، ظهرت على المسرح عام ١٩٢٢م، وصارت إحدى الشخصيات الأساسية في المسرحيات، كما مثلت في السينما والتلفزيون، في أكثر من مسرحية، ونحو ٢٠٠٠ عمل سينمائي. عينت مسرحية، ونحو ٢٠٠٠ عمل سينمائي. عينت وكانت مشرفة فنية بالمسرح القومي ثم وكانت مشرفة فنية بالمسرح القومي ثم الشعبي، وعضو المجلس الأعلى لرعاية الفنون. حصلت على وسام الاستقلال من

(١) الرابة الشرق، موقعان، بتاريخ ٥/١/٥ ١هـ، ومقدمة ديواغا.

الدرجة الأولى، ورفضت الاعتزال. ماتت يوم الأحد ٢٦ جمادى الآخرة، ٢٤ آب (أغسطس)(٢).

## أمينة محمود الحفني (١٣٤٩ – ١٤٠٥هـ = ١٩٣١ – ١٩٨٤م)

أول مهندسة مصرية. من مواليد المنيا. لم تُقبل في كلية الهندسة لأنه لم تكن توجد امرأة فيها، ثم قُبلت بواسطة عام ١٣٦٥هـ (١٩٤٥م)، وتخرّجت بعد خمس سنوات متخصصة في الحندسة الكيميائية، وحصلت على الماجستير في المندسة الإدارية من أمريكا، ودبلوم في العلوم الاقتصادية والاجتماعية من جنيف، والدكتوراه من ألمانيا عن قياس ورقابة الكفاءة الإنتاجية للجهاز الحكومي، وعادت لتعمل في الإدارة المركزية للتنظيم والتدريب بوزارة الخزانة، واستقالت لتعمل خبيرة استشارية، وأصبحت أمينة عامة لجمعية الهندسة الإدارية، ورئيسة لنادي (سيدات ليونز القاهرة)، وهو ناد ماسوي، أصدر الأزهر فتوى بأنه مثل غيره من النوادي الماسونية، التي تحدف إلى تدمير الهوية الإسلامية، وأنه يحرم الانضمام إليها أو المشاركة في نشاطاتها. وماتت في ١٦ محرم، ۱۱ أكتوبر.

لها كتاب في الهندسة الإدارية <sup>(١٦)</sup>.

#### أمينة مصطفى الصاوي (١٣٤٠ – ١٤٠٨هـ = ١٩٢٢ – ١٩٨٨م)

كاتبة إسلامية، كاتبة سيناريو.

من مواليد محافظة الشرقية بمصر. تخرَّجت في

(٣) المعلومات (أكتوبر - ديسمبر ١٩٩٥م) ص٠٨٠ ١٠٠ شخصية نسائية مصرية رقم ٥٥٧.

المعهد العالي للتمثيل، وكانت أول فتاة تتخرَّج في قسم النقد والبحوث الفنية فيه. كتبت القصة والشعر، وتخصصت في الدراسات الدينية، أعدَّت روائع الأدب لكبار الكتاب، وحصلت على جائزة الدولة عن إعدادها (على هامش السيرة) لطه حسين كعمل درامي متميز. وأعدت مسلسالاً عن تاريخ مصر الفرعونية، ومسلسل الكعبة المشرفة، وفرسان الله. وقد عملت أستاذة بالمعهد العالى للفنون المسرحية بالقاهرة، تم عاشت بالسعودية مع زوجها منذ عام ١٣٩٣هـ، وشاركت في تحرير صفحة الفن بجريدة عكاظ في جدّة. وكانت عضواً في المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضواً في محلس إدارة اتحاد الكتاب، وعضو لحنة الآداب بالجالس القومية المتخصصة. عُرفت بأنما كاتبة إسلامية، وذلك لكتاباتما في التاريخ الإسلامي، ولمسلسلاتها التلفزيونية الإسلامية. وقد أثارت كتاباتما تساؤلات وخلافات فكرية، كما أثار بعض أعمالها ضجة وجدلاً، مثل مسلسلها «لا إله إلا الله»، الذي بُتُّ جزؤه الرابع بعد وفاتما بقليل. وكانت قد تعرضت في هذا الجزء إلى تحديد شخصية فرعون موسى، الذي ذكرت أنه رمسيس الثاني ملك مصر، الذي تعرض نيئ الله موسى عليه السلام للاضطهاد على يديه، وأنه الذي بني مدينتين، إحداهما مدينة «رعمسيس». ماتت في ٦ شعبان، ٢٤مارس إثر حادث مروري في طريق الإسكندرية.

من مؤلفاتها: البهائية: الفكر والعقيدة / البحث والجمع والتخطيط صالح عبدالله كامل؛ الصياغة والإعداد الفني أمينة الصاوي، رحلة جارودي وحضارة الإسلام (مع عبدالعزيز شرف)، الكعبة المشرفة، الكعبة المعظمة (لعله السابق)<sup>(1)</sup>.

 <sup>(</sup>٣) الشرق الأوسط ع ٩٠٦٠، الأهرام ١٤٢٤/٦/٢٧هـ،
 دليل المثل العربي ص ٢٨، موسوعة أعلام مصر ص ١٣١،
 الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص ٧٣.

<sup>(</sup>٤) المسلمون ع ١٦٥ (١٤٠٨/٨/١٤)، و ع ١٧٦ (١٤٠٨/١١/٣)، الفيصل ع ١٦٥ (رمضان ١٤٠٨)،

الحدثون من خلال دراساتها التاريخية،

خاصّة حول المماليك. وكانت أستاذة زائرة

في عدة جامعات، ترأست المعهد العالمي

لدراسة تاريخ الأديان. أصدرت محلة «فكر وفن» بالعربية منذ عام ١٣٨٧هـ، ولما

تقول في مقدمتها لكتاب «الإسلام

كبديل، لمراد هوفمان»: القرآن هو كلمة

الله، موحاة بلسان عربي مبين، وترجمته لن تتجاوز المستوى السطحى، فمن ذا الذي

يستطيع تصوير جمال كلمة «الله» بأي

لغة؟. اه. وقد واجهت إعلامًا ضاربًا من

العلمانيين واليساريين المعادين للقيم الدينية

والأخلاقية. وكان أعداؤها يقولون إنما تُخفى

إسلامها، والمسلمون يعتقدون إسلامها.

وطلبت في وصيِّتها أن تُقرأ الفاتحة في حفل

سيقهر الماء صمم الحجر: آنا ماري شمل

اشتقت إلى الآخرة: دعوني أذهب: تعريف

بعميدة المستشرقين الألمان آنا ماري شمل/

تأبينها. ماتت في بون يوم ٢٦ يناير.

ومما كُتب فيها وفي أدبها بالعربية:

وجائزة السلام/ نديم عطا إلياس.

المؤلف السابق.

كتابات عديدة فيها.



صفر، ۲۱ ینایر. وصارت لديه موسوعة كبيرة من النوازل في مختلف فروع الفقه(١).

#### أنَّا ماري شمل (7371-77316=7781-707)

عميدة الاستشراق الألمانية.

ولدت في مدينة إرفورت بألمانيا، حصلت على الدكتوراه في تاريخ الأديان وعمرها ٢٩ عاماً، أجادت (١٢) لغة، وكتبت وحاضرت بالألمانية والعربية والتركية والفارسية والأردية، وعشقت العربية خاصة. تخصّصت في الأدب العربي والعلوم الإسلامية، ودرست تاريخ الأديان في الكلية الإسلامية بجامعة أنقرة، ثم درَّست هناك. عُدَّت من أهمِّ المستشرقين الألمان حلال النصف الثابي من القرن العشرين، ومن أكثرهم إنتاجاً وحضوراً، وخاصة من خلال دراساتها في التصوف، التي أهَّلتها للحصول على جائزة السلام الألمانية، كما حصلت على جوائز أدبية أخرى، وعلى ثلاث شهادات دكتوراه فخرية من

أن ولد الصفي (تحو ۱۳۳٤ - ۱۳۲۱ م = تحو ۱۹۱۵ - ۱۹۱۱ م) عالم مالكي، قاض موثّق.

اسمه الحقيقي محمد سعد (أو سعيد) بوه (ان) ولد زين ولد محمود (هبدي)، الملقب بولد الصفي،

من موريتانيا. درس في المحاضر وعلى علماء أجلاء، منهم يحظية ولد عبدالودود، وحبيب ولد الزايد، ومحمد عالى ولد عدود، ثم درَّس سنوات عديدة، وجمع مكتبة كبيرة، وصار

> الكتاب شغله الشاغل. وغرف يزهده وانشغاله بالعلم، ولم يقبل وظيفة في الدولة بعد استقلالها، وقد حرص على حلِّ النزاعات بين المسلمين، وكان قاضيًا عرفيًا، وأول موثّق للعقود ببلده، ومتقنًا لعلوم اللغة العربية وعلم السيرة وجميع العلوم الشرعية، ومتمسِّكًا بالفقه المالكي، ودرس عليه في المحضرة الكثير

من طلبة العلم، وكان يرجع إليه في حلِّ النوازل الفقهية. توفي فجر يوم الجمعة ١٦ ١٠٠٠ شخصية نسائية مصرية رقم ٥٨.

يسمه تعالى

الدكتور ندم الياس الحام المه بقاءه م بعد المدر واذا أمشك ك لمكترك الدائد الذي تناولته يدالسردور واتنتى الله وافوانك وكل من يعبُّ الخير عدا مباركًا وكل مَا تربير من النبير " وتعقلت الد تعالى في كل لمورك !"

> مع أعط سالاماتي ونويرة تمنيتاتي

الفقيرة الى رهية رببا Shumiti bumil

(17/1/11.75).

أنا ماري أصدرت مجلة (فكر وفن) بالعربية

خلّفت أكثر من (١٠٠) كتاب عن

الإسلام وعقيدته وعبادته وحضارته وفرقه، إضافة إلى مئات البحوث والمقالات

الجامعات الباكستانية، كما عرفها العرب

(١) موقع السراج، ومداخلة الشيخ ولد إتقان

والترجمات... وأشهر كتبها: أسرار العشق المبدع في كتابات محمد إقبال، تحقيق الجزء الثاني من تاريخ ابن إياس، مختارات من مقدمة ابن خلدون (بالألمانية)، عمد هو رسوله (بالألمانية)، فن الخط الإسلامي، الآداب الإسلامية في الهند، كتاب بالإنجليزية عنوانه: الأبعاد الروحية في الإسلام، إضافة إلى كتاب عن الحلاّج، وعن الإسلام في شبه القارة الهندية، الأبعاد الصوفية للإسلام، فك رموز الله: الدخل الخارق للإسلام، الأحلام وتعبيرها في الثقافة الإسلامية (ترجمة حسام بدر وآخرين). ونقلت أشعار جلال الدين الرومي إلى الألمانية وكتبت دراسات عنها. ولما ديوان شعر «عنادل تحت الثلج» بالألمانية، نقلته إلى العربية الشاعرة أمل الجبوري. ولها مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

أناهيد كمال المأمون (۲۰۱۱ - ۲۰۱۱ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

أنتوني شديد (۱۳۸۸ – ۱۶۳۳ هـ = ۱۹۹۸ – ۲۰۱۲م) مراسل صحفي.



(۱) فكر وفن ع ۷۷ (۲۰۰۳م) ص ۷۷ (ولفظ اسمها من هذا للصدر، ويأتي اسمها، آنا، وأنه)، الشرق الأوسط، من هذا للصدر، ويأتي اسمها، آنا، وأنه)، الشرق الأوسط، ص ۲۱۸ (ذو الحجة ۲۲۳) هي ص ۲۱۹، بحلة الحج والعمرة ع ۱ (شوال ۲۶۱هـ) ص ۲۱، الموسوعة العربية (السورية) ۸۹٤/۱۱ وكتاب (اشتقت إلى الآخرة).

ولد في مدينة أوكلاهوما الأمريكية من والد أصله من مرجعيون بلبنان انتقل إلى أمريكا، حائز على الدكتوراه في الآداب الإنسانية من الجامعة الأمريكية ببيروت، وقبلها درس في جامعة ويسكونسن، وكان يتحدث العربية بطلاقة. بدأ مراسلًا لصالح اسوشيتد برس في القاهرة، ثم لصالح وسطن غلوب، وواشنطن بوست، فمراسلًا أجنبيًا لصحيفة نيويورك تايحز في الشرق الأوسط، وقد عمل مراسلًا للشؤون الإسلامية، وقام بتغطية احتلال العراق من قبل أمريكا والحرب والفوضى التي سادها، كما شارك في تغطية الانتفاضة المصرية التي أطاحت الرئيس حسنى مبارك، ولبنان والغارات الإسرائيلية عليها، ومضى إلى سورية متسللًا ليغطى الاحتجاجات والثورة الشعبية ضدًّ نظام البعث وبشار الأسد، ومات هناك يوم الخميس ٢٤ ربيع الأول، ١٦ شباط (فبرأير) إثر إصابته بأزمة ربو.

وثق حرب العراق من خلال قصص مؤلمة في كتاب «حلول الظلام: شعب العراق في ظل حرب أمريكا»، وله أيضًا: «منزل من حجر» عن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، قصة نبي: الطغاة والديمقراطيون وسياسات الإسلام الجديدة (۲).

إ**نجي أحمد رشدي** (١٣٤٣ - ١٤٣٢هـ = ١٩٢٥ - ٢٠١١م) محررة صحفية.

من مواليد القاهرة. أُجيزت في الحقوق من جامعة القاهرة، وبدأت صحفية في مجلة (المصور) عام ١٣٧١هـ (١٩٥١م)، ثم انضمَّت إلى أسرة الأهرام منذ عام ١٣٧٨هـ (١٩٥٨م)، وكانت أول صحفية

(۲) صحيفة (الوسط) البحرينية (۲۰۱۲/۲/۱۸)،
 الموسوعة الحرة ۲۰۱۲/۲/۱۲م.

تدخل بورسعيد بعد العدوان الثلاثي، وتولّت رئاسة القسم الدبلوماسي بالأهرام حتى تقاعدها، وأطلقوا عليها لقب «عميدة المحربين الدبلوماسيين». إضافة إلى كونما مستشارة لرئيس التحرير، وكانت عضو لجنة المرأة القومية في حزب المؤتمر الوطني، وعضوا في اتحاد المحامين العرب، وفي منظمة تضامن شعوب آسيا وإفريقيا، ونقابة الصحفيين منذ عام ١٣٧٥ه وي ونقابة الصحفيين منذ عام ١٣٧٥ه دي الحجة، ٣ نوفمبر.

ومن مؤلفاتها: تعبئة المرأة للمشاركة الاجتماعية (٣).

إنجي حسن أفلاطون (۱۳٤٣ - ۱۹۰۹ه = ۱۹۲۴ - ۱۹۸۹م)

رسامة، مناضلة شيوعية.

ولدت في القاهرة. درست في مدرسة «القلب المقدس» التي كانت تديرها الإرساليات الأجنبية، ثم في مدرسة الليسيه الفرنسية، وكانت تتكلم الفرنسية حتى السابعة عشرة من عمرها. هوت الرسم منذ طفولتها، وكانت تقيم معارض للوحاتما، وترسم حتى وهي في السجن. الخزب الشيوعي المصري مثل زوجها، الحزب الشيوعي المصري مثل زوجها، وصارت من زعيمات الحركة النسائية التي تدعو إلى التحرر من الدين والأخلاق، وتقليد الغرب في التبرج والسغور، كما كانت عضواً في الاتحاد النسائي الدولي كانت عضواً في الاتحاد النسائي الدولي الديمقراطي، وسُجنت لأفكارها اليسارية ونشاطها الحزى المكثف.

(٣) الأهرام ع ٢٥٦٢ه (١٣/١٢/٨) ١٩٥١م)، ١٠٠٠ شخصية نسائية مصرية ص ١٦٦٠ وولادتما في المصدر الأول
 ١٩٤٣م؟



لوحة لإنجى أفلاطون

أملت مذكراتها في ثلاثة عشر كراساً، وبعد أن ماتت في ١٧ نيسان (أبريل) حرّرها وقدم لها سعيد خيال، وصدرت بعنوان: مذكرات إنجي أفلاطون.

ولها أيضاً: السلام والجلاء، ٨٠ مليون امرأة معنا (تقديم طه حسين)، نحن النساء المصريات(١).

الحديث/ فرحينيا وولف (ترجمة)، الأخوات برونتي (رسالتها في الماجستير، بالإنجليزية)، بين الروائي والرواية: دراسة تطبيقية في الرواية الإنجليزية الحديثة، الأشياء تتداعى: رواية إفريقية/ شينوا أتشيي (ترجمة)، آراء في الرواية.



# إنجيل بطرس سمعان

( ۰۰۰ – ۱٤۳۷ه = ۰۰۰ – ۱۱،۲م) أدية مترجمة.

من مصر. تابعت دراستها. العليا في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب في جامعة القاهرة، وحصلت منها على الماجستير عام الآدب الإنجليزي بالجامعة نفسها، عضو بحلس الشعب، عضو بحلس الشورى، عضو بالجلس المحلي الأرثوذكسي، وترجمت عدة كتب في الأدب. توفيت يوم ٢٧ ذي الحجة، ٢٣ نوفمبر.

مؤلفاتها وترجماتها: نظرية الرواية في الأدب الإنجليزي/ هنري جيمس وآخرون (ترجمة)، يوتوبيا توماس مور (ترجمة)، دراسات في كروزو/ دانيل ديفو (ترجمة)، دراسات في الرواية العربية، صورة شابا/ جيمس جويس (ترجمة)، نظرية الرواية في الأدب الإنجليزي

 (١) مذكراتما، موسوعة أعلام الفكر العربي ص ٨٨، أعلام مصر في القرن العشرين ص ١٣٣، ١٠٠٥ شخصية نسائية مصرية ص ٢٠٠. واللوحة من موقع (فنون).

## أندره فينه (۱۳۲۲ - ۱۳۲۹ = ۱۹۲۳ - ۲۰۰۸) آثاري.



من ريف شارلوروا ببلجيكا، أستاذ اللغة الأكادية في جامعة بروكسل الحرة، أمضى حياته في البحث والتنقيب وقراءة اللوحات المسمارية والتعريف بتاريخ سورية القديم، أحبَّ بلاد الرافدين وسورية خاصة، وعمل في التنقيب بها، في تل قناص مع البعثة البلجيكية (١٩٦٨ – ١٩٧٤م)، وأشرف على بعثات أحرى، حيث نقبوا في العديد من التلال، ووجدوا معابد من الألف الرابع والثالث قبل الميلاد في تل القناص، وقرأ لوحات مسمارية عديدة من المكتشفة

في مدينة ماري عام ١٩٣٦م. قدَّم عدة محاضرات في منابر حلب الثقافية، وشارك في العديد من الندوات والمؤتمرات الدولية لآثار المحافظات بمدن سورية، وظل يدرَّس اللغة الأكادية مع تقدمه في العمر. هما صدر له: ترجمته الدقيقة لشريعة حمورابي،

وكتاب عن حفريات تل قناص(١).

# أندريه شديد (۱۳۲۰ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۲۱ - ۲۰۱۱م) روائية شاعرة.

ولدت في القاهرة من أصل لبناي، وحصلت على إجازة في الأدب من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأقامت في فرنسا منذ عام ١٩٤٦م، نظمت الشعر مبكرًا، وكتبت رواياتها بالفرنسية، واستوحت موضوعاتها من الشرق الذي ولدت فيه، ومزجتها بواقعها الفرنسي، وفيها وصف لمآس فردية وجماعية، وحازت جوائز أدبية. توفيت مساء الأحد بباريس ٣ ربيع الأول، ٢ فبراير (شباط).

أصدرت نحو (٢٠) رواية وقصة، وديوانين. ومن عناوين كتبها التي ترجمت إلى العربية: نفرتيتي وحلم أخناتون، العارض: بيرينيس المصرية، النوم الخاطف، شمل تشابه ضائع (شعر) وربما: منزل بلا جذور.

ومن رواياتما أيضًا: المدينة الخصبة، الرسالة. وديواناها: نصوص من أجل قصيدة، قصائد من أجل نص.

وروايتاها: اليوم السادس، والآخر، تحوّلا إلى فيلمين.

وكتبت مسرحيات، وأغاني لابنها المغني (١٦).

<sup>(</sup>٢) الضاد (شباط ٢٠٠٨م) ص ٦١.

<sup>(</sup>٣) معجم القاصات ص١٩، العربية نت ١٩٢/٣/٤هـ، وفيات المثقفين ص٨٠.

# أنس باقي خالدوف (0371 - 1731a = P781 - 1 1, 79) باحث مكتى قدير، مؤرخ مترجم.



من تتارستان بروسيا، حصل على الدكتوراه من قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الدولة في لينتغراد، وعمل هناك أستاذاً ومشرفأ على إعداد فهرسة المخطوطات العربية بالمعهد الشرقى، وكان متخصصاً في المخطوطات الإسلامية والثقافة العربية في روسيا وشرق أوروبا، معروفاً عالمياً، رأس قسم اللغة العربية في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكادعية العلوم السوفيتية وقسم الشرق الأوسط فرع ليننغراد التابع للمعهد نفسه أكثر من (٣٠) عاماً، تتلمذ عليه كثيرون من دول شتى، توفي في ١٦ رمضان، ۱دیسمبر،

له نحو (١٢٠) مؤلفاً، بينها كتب ومقالات وطبعات محققة وترجمات لأعمال في الثقافة الإسلامية، بعضها بالتعاون مع والده، وكان يعتبر أن مهمته الأولى في الحياة تكمن في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة التتارية وقد استطاع إنجازها حدلال الفترة ١٤١٧ - ١٤٢١هـ، كما قام بإعداد معجم للعربية والتتارية، وقدم بحشاً قيماً حول «مشكلات ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة التتارية»، في الندوة الدولية التي عقدها مركز الثقافة والفنون بإستانبول عام ١٤٢١هـ حول الحضارة الإسلامية في منطقة الفولغا والأورال بمدينة قازان.

ووقفت له بالعربية على: المخطوطات فرجاً قريباً في ظلال عقيدة العربية الجغرافية في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكادعية العلوم للاتحاد السوفيتي، الرسالة الثانية لأبي دلف مسعر بن المهلهل الخزرجي (ترجمة وتعليق بالاشتراك مع بطرس بولفاكوف) (١).

> أنس الحسن الغزالي (p19A1 - 1977 = 216.4 - 1767) داعية وكاتب إسلامي شاعر.



ولادته في قرية نجع حمادي التابعة لمحافظة قنا بمصر، تخرَّج في كلية أصول الدين بالأزهر، وعمل إماماً وخطيباً بمساحد قنا ونحع حمادي، وكان رئيساً لشعبة الإحوان المسلمين في نجع حمادي، واعتقل.

كتب سلسلة مقالات بعنوان: جولات حول السنة المحمدية نشرت في محلة «الوسيلة» وله عدد من القصائد المخطوطة. يقول في شعر له:

وضعوا القيود على رجال محمد

بئس اللئامُ جماعةُ الشيطانِ

ظنوا القيود تنالُ من إيماننا كلا فإنا عصبة الإيمان

كَفُّوا العذاب فذاك عارِّ دائماً

إن العذاب وسيلةُ الطغيانِ

قد زادنا أجراً ونلنا عــزَّةً

وعدونا قد باء بالخسران

مملكة الجمال.

(١) النشرة الإخبارية ع ٥٦ ص٢٢.

فيها النجاة ورحمة الرحمن(٢)

أبو أنس الشامي = عمر يوسف جمعة

أنس عبدالحميد داود (7071 - 7131a = 3781 - 7881s) ناقد أدبي شاعر.



من مدينة دسوق بمصر، حصل على الدكتوراه في النقد الأدبي من كلية دار العلوم بحامعة القاهرة، عمل في الهيئة العامة للكتاب، ودرَّس في كليات الآداب والتربية بالجزائر وليبيا والرياض ومصر. وكانت له إسهامات نقدية وشعرية متنوعة، وحصّل

قدِّم في مسرحياته الشعرية رسالة ماجستير بعنوان: مسرح أنس داود الشعري/ أمل بنت عايد الحربي (جامعة الإمام بالرياض، P7312).

دواويته الشعرية: حبيبتي والمدينة الحزينة، بقايا عبير، قصائد،

وله عدد من المسرحيات الشعرية، منها: بنت السلطان، محاكمة المتنبي، بملول المخبول، الملكة والمحنون، الثورة، الزمّار، الشاعر، الصياد، البحر، مقتل شهرء،

ومن مؤلفاته الأخرى: رواد التجديد في الشعر العربي الحديث، شعر محمود حسن إسماعيل. وله كتب أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

أنس عبدالرزاق ناعم (۱۰۰۰ - ۱۹۲۲ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

أبو أنس المكي = زهير العباسي

أنس ناعم = أنس عبدالرزاق ناعم

أنسي محمل قاسم (۱۳۷۸ - ۱۶۳۰ هـ = ۱۹۰۸ - ۲۰۰۹م) باحث نفسانی،



من مصر، حاصل على الدكتوراه من قسم علم النفس بكلية الآداب في جامعة عين شمس، ثم كان باحثًا نفسانيًا بمركز دراسات الطفولة في الجامعة نفسها، ودرَّس في كلية رياض الأطفال بقسم العلوم النفسية في جامعة القاهرة، وفي جامعة العين بالإمارات، وكان مستشارًا نفسيًا لعدد من المدارس بشرق القاهرة، ورئيس وحدة التقييم والمتابعة بمركز ضمان الجودة والاعتماد في جامعة القاهرة.

وله كتب، مثل: الفروق الفردية والتقويم،

(١) ديوان الشعر العربي ١/٤١٣، معجم البابطين للشعراء العرب، الفيصل ع ١٩٨، (ذو الحجة ١٤١٣هـ) ص ١٣٨٠.

اللغة والتواصل لدى الطفل، الشخصية المدمنة/ كرايج ناكين (ترجمة)، النمو الفردي لدى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة: الاتصال الأدائي/ أرينيه حوهانسون (ترجمة)، أطفال بلا أسر، سيكولوجية التعلم، فاعلية اللعب التعاويي في تعديل اضطرابات السلوك لتحسين المكانة السيومترية لأطفال الروضة المنبوذين من الأقران (خ)، أسئلة الأطفال والرد عليها (ترجمة، خ)، قائمة سلوك الطفل ما قبل المدرسة، مقياس للاضطرابات السلوكية وتأليبان وصف الذات لأطفال ما قبل المدرسة (ترجمة مع آخرين)، استبيان وصف الذات لأطفال ما قبل المدرسة (ترجمة مع آخرين)، استبيان وصف الذات لأطفال ما قبل المدرسة (ترجمة مع آخرين)،

# إنصاف الأعور معضاد (١٣٥٤ - ١٣٦٤هـ = ١٩٣٥ - ٢٠١٣م)

من لبنان. شاعرة، صحفية، رسَّامة. كانت لحا زوايا في عدة جرائد ومجلات، صاحبة (الملتقى الأدبي) في منزلها، الذي أسسته منذ عام ٧٠٤ هـ (١٩٨٧م)، وتُرجم شعر لها إلى الفرنسية والألمانية. و"معضاد" أسرة درزية. توفيت يوم الخميس ٤ ربيع الآخر، ١٤ شباط.

لها (١٥) كتابًا مطبوعًا، منها: رفات حبّ، الله والحبُّ اليابس، اشتعال، رواية النسيان، محموعة الشعرية الكاملة، موسوعات الملتقى الأدبي العربي، ذكرى الملتقى الأدبي، هي الأولى هو الأول، الوهج، كل قادم هو، لحظة حظ. ولها كتب مخطوطة (٣).

# إنصاف حسن نصر

- (۲) منتدى كلية رياض الأطفال بجامعة القاهرة (ربيع الآخر ۱۹۲۲هـ) نقلًا عن مجلة الطفولة، العدد التذكاري لتأبين المتحدلة.
- (٣) ديوان الشعر العربي ٢٢٢/١، صحيفة اللواء (إثر رحيلها)، منتديات ستار تايمز (١٤٣٤هـ).

(۲۰۰۰ – ۱٤۲۲ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۵م) (تکملة معجم المؤلفين)

أنطانيوس إسطفان الدويهي (١٣٠٧ - ١٣٩٦ه = ١٨٨٩ - ١٩٧٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

أنطوان ( لم يفرق في الترتيب بينه وبين أنطون)

أنطوان إلياس أبو عقل (١٣٥٥ - ١٤٢٨ه = ١٩٣٦ - ٢٠٠٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

أنطون جبور عبدالنور (۱۳۲۹ - ۱۹۲۷ه = ۱۹۶۹ – ۱۹۸۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

أنطون حميد موراني (١٣٤٨ - ١٤٣٣ م = ١٩٣٠ - ٢٠١٢م) بطريرك الطائفة المارونية في لبنان.



من أهل سِلْعاتا بلبنان، عمل أستادًا للفلسفة وتاريخ الأديان في لبنان وجامعات أوربية، وكان معلمًا وموجهًا لأساقفة وكهنة بارزين، قدَّم استقالته قبل السنِّ القانونية من رئاسة أبرشية دمشق المارونية، ليتفرَّغ للتأليف الفلسفي وترسيخ جذور المسيحية الغربية، وتوفي في شهر نيسان.

أصدر حوالي عشرة كتب، منها: من الطائفية إلى كل لبنان، الإنسان وفعل الروح(١٠).

(٤) مما كتبه بطرس عنداري في موقع مؤسسة الغربة الإعلامية بتاريخ ٢٣ نيسان ٢٠١٢م. وورد أنه من مواليد

# أنطون خياط ١٣٢١ - ١٤٠٥ه = ١٩٠٣ - ٨٥

(۱۳۲۱ – ۱٤۰۵ه = ۱۹۰۳ – ۱۹۸۰م) (تکملة معجم المؤلفین)

# أنطون ديب لحود (١٣٣٤ – ١٣٩٩ه = ١٩١٥ – ١٩٧٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

أنطوان رشيد شعراوي (۱۳۳۶ - ۱۹۲۰هـ = ۱۹۱۵ – ۱۹۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

أنطوان زابيطا (۱۳۳۳ – ۱۳۹۹هـ = ۱۹۱۴ – ۱۹۷۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

أنطون ساسين ريمي (١٣٥٦ - ١٤٢٣هـ = ١٩٣٧ - ٢٠٠٢م) مخرج تلفزيوني.



ولد في دكار عاصمة السنغال، ووالداه من قضاء زغرتا بلبنان. عاد إلى بلده وعمره أحد عشر عامًا، مضى إلى باريس وتخصص في الصور المتحركة، عاد ليشارك في تأسيس تلفزيون لبنان، وليتولى عدة مناصب إعلامية، منها مدير الإنتاج والبرامج في التلفزيون، وأستاذ في الخامعات اللبنانية حتى الساعات الأخيرة من حياته، أمضى (٤٠) عاماً في خدمة الفن التلفزيون، وأخرج خمسة أفلام، وأكثر

منيارة - عكار؟.

من (١٠٠٠) ساعة تلفزيونية في العالم العربي ولبنان، وتولى رئاسة قسم السينما في جامعة القديس يوسف، وانتخب نقيبًا للفنيين السينمائيين بلبنان. مات في بيروت يوم ١٤ نيسان(١).

أنطوان سليمان (١٣٦٣ - ١٤٣٣ هـ ١٩٤٣ - ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

أنطون شاهين (١٣٦٠ - ١٤١٩ه؟ = ١٩٤١ - ١٩٩٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

أنطوان عبدالمسيح الحايك (١٣٣٧ - ١٤٠٢هـ = ١٩١٨ - ١٩٨٢م) أديب شاعر.

ولد في بلدة جاج بقضاء جبيل، تخرَّج في معهد ميفوق الوطني، طالع الأدب والشعر، ونشر نتاجه في صحف ومحلات، درَّس في زحلة وبعلبك.

له: اللواعج (٣ج)، واحة العمر، شبّ في السوق، القرية: داؤها - دواؤها، المرأة المثالية (٢).

القرب القرب دواؤها دواؤها

(۱) الوطن (السعودية) ٢٣/٢/٤هـ، موسوعة للخرجين ص ٨٩، السينما: قاعدة الأفلام العربية (استفيد منه في جمادى الآخرة ٢٣٤١هـ)، للوسوعة الحرة ١٢ أبريل

(٢) معجم الشعراء منذ عهد النهضة ١٩٩/١.

أنطون غطّا*س كرم* (۱۳۳۸ – ۱۳۹۹ه = ۱۹۱۹ – ۱۹۷۹م) أديب بحاثة.

من جزّين بلبنان، حصل على دكتوراه دولة في الآداب من جامعة السوربون. أستاذ اللغة العربية وآدابها في الجامعة الأمريكية، رئيس الدائرة العربية فيها، عميد كلية الآداب بالجامعة اللبنانية، أستاذ زائر في جامعة كولومبيا بأمريكا، ثم جامعة بركلي في كاليفورنيا، حاضر وأشرف على رسائل علمية عديدة.

مؤلفاته: أبعاد (شعر)، الرمزية والأدب الحديث، أعلام الفلسفة العربية (مع كمال اليازجي)، جبران خليل جبران: أدبه ومؤلفاته، مقارنة بين الحديث والقديم في الأدب، مرايا الحنين، كتاب «عبدالله» جبران: سيرته وتكوينه الثقافي ومؤلفاته العربية (لعله السابق)، تراث العرب في العلم والفلسفة (مع اليازجي)، بيروت (ترجمة)، فلسطين/ ميشال شيحا (ترجمة)، خليل جبران (ترجمة)، الفكر العربي في مائة حليل جبران (ترجمة)، الفكر العربي في مائة سنة (مع آخرين)، عامل الثقافة، برامج سنة (مع آخرين)، عامل الثقافة، برامج الأدب العربي الحديث العربي الحديث الأدب العربي الحديث المربحة المربي العربي الحديث الأدب العربي الحديث المناث



 (٣) مصادر الدراسة الأدبية ص١٥١٣، موسوعة الأدباء والشعراء العرب ٥٢/٢، معجم أعلام المورد ص٣٦٢.

# أنطوان فهد غريّب (۱۳۵۱ – ۱۲۳۴هـ = ۱۹۳۲ – ۲۰۱۳م) محرر صحفی، قومی سوري.



ولد في بلدة الداعور بقضاء الشوف في لبنان، نال إجازة في الصحافة والإعلام، انتمى إلى الحزب القومي السوري منذ عام ١٩٤٩م، ومُنح فيه رتبة «الأمانة» عام ١٩٩٦م، وبعد عام منه رأس بحلس العمد، كما تولَّى رئاسة المكتب السياسي، ورئاسة تحرير جريدة «البناء» الصادرة عن الحزب، وبحلة «صباح الخير»، وعمل في عدد من وسائل الإعلام، لاسيما جريدة «الديار»، وجريدة «الشرق» وتولى إدارة تحريرها سنوات طويلة، وكانت له مقالة يومية تواكب الحدث القومى والسياسي، وصاحب «الأسبوع» الاقتصادية، كما عمل في معظم الصحف اللبنانية، وفي باريس، وبعض بلدان الخليج، وقد حاضر وشارك في ندوات بلبنان والعالم العربي، وامتدت سيرته الحزبية (١٠) عاماً. توفي يوم الثلاثاء ٢١ شوال، ٢٧ آب (أغسطس). وذكر في ترجمته أن ألف كتباً، ولم أعرفها، فلعلها تعاريف وتقارير للحزب، أو ملاحق للجرائد..(١).

(۱) السفير ع۲۰۹۲ (۲۰/۸/۲۸)، قرى ومدن
 لبنان ۲۰/۲، جریدة الشرق (نعیه فیها، رها بعد یوم من
 وفاته) ونعي الحزب القومي السوري له من خلال جریدته
 (البناء).

# أنطون القوبا (۱۳۵۹ - ۱۹۶۷هـ = ۱۹۶۰ - ۱۹۸۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

أنطون م. هاينن (۱۳۵۸ - ۱۶۱۸ = ۱۹۳۹ - ۱۹۹۸م) مستشرق.



ولد في جبال «ايفل» بألمانيا قرب الحدود البلجيكية، وكان يسوعياً (جيزويت)، انضم إلى الجمعية اليسوعية في «بولاخ» فدرس الفلسفة وعلم اللاهوت، وأوفد إلى لاهور فدرس العربية والفارسية والأردية، ثم أرسل إلى مونتريال، ونال شهادة من مدرسة وستون لعلم اللاهوت في هارفارد. نال درجة الدكتوراه عن رسالة حول علم الكون عند السيوطي، ثم التحق بالمعهد الألماني للدراسات الشرقية ببيروت، وترأسه سنة ١٤٠٤هـ، ودرَّس في روما، وكان أستاذاً زائراً في طوكيو. أشرف على نقل بعض أقسام معهد الدراسات الشرقية من بيروت إلى إستانبول، تولى تأسيس المعهد وإعادة بنائه في مكانه الجديد. وفي إستانبول توثقت صداقته مع أكمل الدين إحسان أوغلي، مما أدى إلى انضمامه للجنة خبراء مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بلندن. عاد إلى ميونخ للتدريس في جامعة إنزبروك، إلى جانب دراسة العلوم الطبيعية حتى يوم وفاته في الثابي من نيسان.

ورسالته في المكتوراه نشرت بعنوان: الهيئة السنيّة في الهيئة السنيّة السنيّة السنيّة السنيّة السنيّة المين

السيوطي (حققه وقدم له وترجمه وعلق عليه)(۱).

أنطوان مبيّض (۱۳۵۷ - ۱۹۲۷ هـ؟ = ۱۹۳۸ - ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

أنطون مقدسي = أنطوان ميخائيل مقدسي

أنطوان ميخائيل مقدسي (١٣٣٦ - ١٤٢٥ه = ١٩١٧ - ٢٠٠٥م) باحث فلسفي ثقافي.



ولد في بلدة يبرود بمنطقة القلمون في سورية، درس الحقوق والعلوم السياسية في بيروت وأجيز فيهما، كما نال إجازة في الفلسفة وشهادة الأدب الفرنسي من فرنسا، درّس الفلسفة اليونانية في حمص وجامعة دمشق، مدير التأليف والترجمة في وزارة الثقافة، عضو المكتب التنفيذي وجمعية البحوث عضو المكتب التنفيذي وجمعية البحوث مقالات في عدة بحلات وألقى محاضرات، مساء الأربعاء ٢٤ ذي القعدة، وكانون الثاني.

وصدر فيه:

أنطون المقدسي: الحياة والثقافة والمواطنة/ فايز سارة.

المسألة القومية على مشارف الألف الثالثة: دراسات مهداة إلى أنطون مقدسي.

كتبه: مبادئ الفلسفة: مشكلة المعرفة

(٢) الفرقان (لندن) ع ٣ ص ١٨.

(مدرسي)، فاسا جيليزنوفا/ مكسيم غوركي (ترجة)، الأستاذ (أصله مقالات)/ إعداد وتقديم على القيم، الحبّ في الفلسفة اليونانية والمسيحية، وقائع وذكريات، حرب الخليج: اختراق الجسد العربي(١١).

أنطوان ميلاد كيروز (١٣٥٣ - ١٩٢٠ هـ ١٩٣٤ - ١٩٩٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

أنطون ناصيف معوَّض (١٣١٦ - ١٤١٦ه = ١٨٩٨ - ١٩٩٥م) إعلامي، راهب، عُرف بأديب معوَّض.



من بلدة غوسطا بمحافظة جبل لبنان، حصل على الدكتوراه في علم اللاهوت والفلسفة من روما، عاد ليقوم بوظائفه الدينية، لكنه اصطدم بمن حوله لأفكاره والتقدمية»، فغادر إلى العراق ليدرِّس في مدرسة الآباء الكرمليين ويعظ في الكنيسة، كما درَّس في ثانويات البصرة وكركوك، وكتب في الصحف، وتعرَّض للسجن بعد انقلاب رشيد الكيلايي، وأسس عدداً من الجمعيات في العراق، منها نادي المشنى العراقي، وكان يوقع مقالاته بالاسم المستعار «أديب». عاد إلى بيروت بعد المستعار «أديب». عاد إلى بيروت بعد

(۱) معجم المؤلفين السوريين ص ۴۹۲، (وفيه اسمه «أنطون» و أنه درس الفلسفة في دمشق وتابعها في قرنسا)، تراجم أعضاء الاتحاد ص ۱۱۱۹، الشرق الأوسط، ع ۷۹۷ (۱۲۷/۱/۰) ۱۲۳۲ (۱۲۲/۱۲۸)، الرياض ع ۱۲۳۲ (۱۲۲/۲۸/۱۲۸ ۱۲۵ ۵۲ ۵۲ (۱۲۵ ۵۲ ۵۲ ۵۲ ۱۲۳۵)، الرياض ع ۱۲۳۵ ۱۲۳۵ ۱۲۳۵ ۱۲۳۵ می

الحرب العالمية الثانية، واتخذ مكتباً للترجمة، وترأس مصلحة الهجرة والتوطن في حزب الكتلة اللبنانية، ثم مضى إلى بغداد ليتولى منصب كبير المذيعين بالإذاعة. وأمر رئيس الوزراء نوري السعيد بحرق كتبه.

ألَّف ثلاثة كتب عن القضية الكردية واليزيدية، وصدرت من بعد تحت عنوان: كتابات الدكتور أديب معوض عن الكرد. كما أصدرت جامعة دهوك بالعربية: مؤلفات الدكتور أديب معوض حول الكورد وكوردستان.

ومن كتبه أيضًا: النظام الجديد بين الديمقراطية والديكتاتورية، أجل نحن الشعراء. وجمعت قصائده في كتاب «غوسطا ضيعتي»(۱).

أنطونيوس خريِّش (١٣٢٥ - ١٤١٥هـ؟ = ١٩٠٧ - ١٩٩٤م) كاهن.

ولد في عين إبل جنوب لبنان، بطريرك الموارنة منذ عام ١٩٧٥م، ثم كاردينال. استقال لأسباب سياسية. كان يرى أن أزمة لبنان الطائفية لا تحلُّ إلا بالعلمانية وإصلاح النظام السياسي(٣).

إنعام توفيق رعد (١٣٤٨ - ١٤١٨هـ = ١٩٢٩ – ١٩٩٨م) رئيس الحزب القومي السوري.



ولد في عين زحُلْتا بقضاء الشوف في لبنان، حائز على إجازة في العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية، رئيس تحرير «البناء»

(٤) وترجمته من کا (۲) معجم البابطين لشعراء العربية. (٣) معجم البابطين لشعراء العربية. (٣) ملحق موسوعة السياسية ص ٣٥٧. (٣) ملحق موسوعة السياسية ص ٣٥٧.

و «صباح الخير»، رئيس الحزب القومي السوري، انتخب رئيساً أربع مرات، من مؤسسي المجلس السياسي للحركة الوطنية اللبنانية، ومنظمة الأحزاب التقدمية والاشتراكية في حوض البحر المتوسط، أحد مؤسسي وقياديي اللجنة العربية لمكافحة الصهيونية والعنصرية، وتولى رئاستها، حكم عليه بالإعدام سنة ٣٨٣ هـ (١٩٦٣م) إثر محاولة انقلاب قام بما الحزب السوري، وخفيف إلى السحن المؤبد، إلى أن أصدر عفو عن المسجونين القوميين عام ١٩٦٩م، مات في (٢٧) شباط.

من مؤلفاته: حرب التحرير القومية، المنطلقات الفكرية الاستراتيجية الثورية، حرب وجود لا حرب حدود، أنطون سعادة والانعزاليون، كامب دايفد وملاحقه الأوربية والأمريكية، المؤامرة في طورها الأخير، الصهيونية الشرق الأوسطية من هرتزل إلى بيريز إلى النفق والخطة المعاكسة، المقاومة الفلسطينية في وجه إسرائيل وأمريكا/ هشام شرابي (ترجمة)، الكلمات الأخيرة: مذكرات ووثائة، (أ).

إنعام الحسن الكاندهلوي (۱۹۰۰ - ۱۹۱۱ه = ۱۰۰ - ۱۹۹۰م) الأمير الثالث لجماعة الدعوة والتبليغ.

والده إكرام الحسن.



(3) وترجمته من كتابه الأخير، دليل الإعلام والأعلام ص
 (3) قرى ومدن لبنان ١٧٥/٨، (وولادته في هذا المصدر
 ١٩٢٦م).

وُلد في وطنه الأم «كاندهله»، قرية جامعة في مديرية «مظفر نكر» بولاية «أترابراديش» بالهند، انتقل في التاسعة من عمره إلى «بستى نظام الدين» بدهلى مع مؤسس جماعة الدعوة والتبليغ الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي (المتوفي سنة ٣٦٣ ١هـ)، ثم التحق بجامعة مظاهر علوم بسهارنبور لتلقى التعليم العالى، ولكن الشيخ إلياس استدعاه، وأكمل تحصيل تعليمه العالى في مدرسة «كاشف العلوم» التابعة لمقر الجماعة في «بستى حضرة نظام الدين»، وتلقى التربية من الشيخ محمد إلياس، وعليه تخرَّج في التزكية والإحسان، وقد أبدى الشيخ ثقته به لدى لحاقه بالرفيق الأعلى فيما يخصُّ القيام بمهام النشاطات الدعوية وإدارة الجماعة. كانت له مشاركة جيدة في عدد من العلوم الإسلامية، بما فيها الحديث والفقه وما يتصل بحما من العلوم، كما كان له تعمُّق في قواعد العربية من النحو الصرف، قام بتدريس شتى الفنون نحو أربعين سنة، وكان قد عيَّنه الشيخ محمد زكريا بن يحيى الكاندهلوي (المتوثى سنة ١٤٠٢هـ) أميراً للجماعة إثر وفاة الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي سنة ١٣٨٥هـ، وشغل هذا المنصب الجليل نحو ثلاثين سنة، وتوسّعت على عهده رقعة النشاطات الدعوية، وامتدَّت إلى معظم أقطار العالم، وقامت لها مراكز في شتى عواصم الدنيا، وانضم إليها فئات الجتمع المسلم. توفي يوم ١٠ محرم، الموافق ١٠ يونيو بدهلي الحديدة، وحضر الصلاة عليه نحو نصف مليون قدموا من أنحاء العالم.

له كتابات في الدعوة والبحث العلمي غير مطبوعة، وتعليقات قيمة مطبوعة على كتاب «حياة الصحابة» للكاندهلوي، الأمير الثابي المعامة الدعوة والتبليغ(١).

(١) الداعي ع ٣-٣ (٢١٦هـ) ص٦٠. وصورته من موقع (الجولة)، وفيه اسمه (عمد إنعام الحسن).

# إنعام عبدالمنعم باقية (١٣٨٠ - ١٣٦١هـ = ١٩٦٠ - ٢٠١٠م) معلوماتية رياضية.

حاصلة على الدكتوراه في الاحتمالات والمعلومات من جامعة تبيليسي الأمريكية، أستاذة في كلية الاقتصاد بجامعة حلب. توفيت يوم الأحد ١٨ شوال، ٢٦ أيلول. لما مع زوجها إبراهيم نائب: بحوث العمليات: خوارزميات وبرامج حاسوبية، تطبيقات حاسوبية في العلوم الإدارية، تطبيقات حاسوبية في العلوم المالية والمصرفية، نظرية القرارات: نماذج وأساليب كمية محوسبة.

ولها وحدها: نظرية القرارات الإدارية.

ومع نحم الحميدي: استخدامات الحاسوب في الإدارة.

ومع محمد الدليمي وعصام حضير: الرياضيات لطلبة الاقتصاد والعلوم الإدارية.



أنه ماري = أنّا ماري

أ**نور أحمد** (۱۳۳۱ – ۱۶۰۶ه = ۱۹۱۳ – ۱۹۸۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

أنور أحمد عبدالله ( أحمد عبدالله ( ١٠٠٠ - ٢٠٠٤م) ( تكملة معجم المؤلفين )

أنور أحمد فرج (۱۳۶۲ – ۱۳۹۸هـ = ۱۹۲۳ – ۱۹۷۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

أنور إسكندر ضومط (١٣٦٩ - ١٤٢٨هـ = ١٩٤٩ – ٢٠٠٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

أنور بن إسماعيل الهواري (۰۰۰ – ۱٤۳۳ه = ۰۰۰ – ۲۰۱۲م)

مستشار قانوبي.

من مصر، حصل على الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام ١٣٩٣هـ (١٩٧٣) العامة في جامعة حلوان، وفي كلية الحقوق العامة في جامعة حلوان، وفي كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، فعميد الكلية، وعضوًا بمجلس الشورى، وعضوًا بالمجالس القومية المتخصصة، ومستشارًا قانونيًا لوزير التعليم العالي. شيعت جنازته في ترسا الفيوم يوم الثلاثاء ٢٧ ربيع الآخر، ٢٠ آذار (مارس)، ولم كتب مطبوعة، منها: مبادئ علم الاقتصاد، اقتصاديات النقود والبنوك،

ورسالته في الدكتوراه: القروض الخارجية والتنمية الاقتصادية مع دراسة تطبيقية مقارنة بجمهورية مصر العربية.

مذكرات في التنمية الاقتصادية، مبادئ علم

الاقتصاد السياسي.

أنور أمين إبراهيم (۱۰۰۰ - ۱٤٣٥ه = ۲۰۰۱ - ۲۰۱۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

أنور البابا (۱۳۲۶ - ۱۶۱۲هـ = ۱۹۲۰ - ۱۹۹۲م) ممثل وكاتب إذاعي.



من مواليد مدينة دمشق، حصل على وظيفة صغيرة في رئاسة بحلس الوزراء، نظم حوالي (٥٠) أغنية، كتب مئات التمثيليات الإذاعية إضافة إلى عمله في التمثيل، اتجه ألى الصحافة، وكتب في مجلة «الدنيا» زاوية أسبوعية شعبية عنوانها «أم كامل تتحدث إليكم»، شارك في (١٠) أفلام سينمائية. انتقل إلى لبنان وقدم العديد من الأعمال الإذاعية والتلفازية، توفيت والدته في عام الأداعية والتزم العبادة حتى مات إثر ورم سرطاني في الرأس(١).

# أنور الجندي = أنور علي الجندي

أنور الجندي (۱۳۳٦ - ۱۹۲۷ هـ ۱۹۱۷ - ۲۰۰۲م) مفكر وكاتب وداعية إسلامي موسوعي. اسمه الكامل أنور سيد أحمد الجندي فرغلي فارس الشاعر.

وورد اسمه في مصدر مركباً «أحمد أنور»، ولعله الصحيح.



(١) موسوعة أعلام سورية ١٨٥/١.



أنور الجندي كهلأ وشيخا

ولد في مدينة ديروط بصعيد مصر، المشهورة بالقوة والصلابة، ويطلق عليها مدينة «الفتوات»، وهي تابعة لمدينة أسيوط، وكان جده قاضياً شرعياً، ووالده تاجر أقطان، وذكر أن والده سمَّاه «أنور» باسم القائد التركى أنور باشا الذي اشتهر بالمشاركة في حرب فلسطين، وذاع صيته في ذلك الوقت. حفظ القرآن الكريم في الكتَّاب، وأخذ ينهل من المعرفة والعلوم، مع عمله في وظيفة صغيرة ببنك مصر، وواصل دراسته الجامعية في الاقتصاد وإدارة الأعمال، وقد أجاد العربية والإنحليزية، ونبغ في الاقتصاد والمصارف، والتحق بالجامعة الأمريكية ليطلع على الشبهات التي تحاك ضد الإسلام والمسلمين، وليتمكن من الردِّ عليها، وكان دائم البحث والقراءة والاطلاع، ونشر أولى كلماته عام ١٣٥١هـ في محلتي «البلاغ» و «أبوللو» وعمره لم يتجاوز الخمسة عشرة عاماً. وقد عرف عنه أنه قرأ من بطاقات دار الكتب المصرية ما يربو على مليوني بطاقة، وراجع فهارس الجالات الكبرى، كالحلال، والمقتطف، والمشرق، والمنار، والرسالة، والثقافة، كما راجع صحيفة الأهرام على مدى عشرين عاماً، وراجع المقطِّم، والمؤيد، واللواء، والبلاغ، وكوكب الشرق، والجهاد، وغيرها. وقد أكتشف فيه الإمام حسن البنا موهبة الكتابة والفكر عند مرافقته في أداء فريضة الحج، فطلب منه أن يكتب

خاطرة عن الركن الخامس من أركان الإسلام، فكتبها بطريقة جذابة وأسلوب سهل ممتنع، فنالت إعجاب الشيخ وقال له: «لماذا لا تستمرُّ في الكتابة؟ إن لك قلماً رشيقاً، ومن المكن أن يكون من الأقلام القوية إذا مرَّنته على الكتابة...». وتأثر بالشيخ البنا فكتب عنه أكثر من كتاب، بدأها بـ «قائد الدعوة» الذي طبع عدة طبعات، و «حسن البنا الداعية المحدد والإمام الشهيد»، و «الدعوة الإسلامية في مواجهة التحديات». ويعدُّ عام ١٣٥٩هـ العلامة الفارقة والتحدي الكبير في حياته، بعد قراءته لكتاب «وجهة الإسلام » الذي ألفه مجموعة من المستشرقين، وقد لفت نظره العداء والحقد الذي ينطلقون منه ضد الإسلام، ومحاولة تشويه صورته، فكان هذا الكتاب هو المنطلق الذي جعله يكرِّس كل حياته لتفنيد دعاوى المستشرقين، ويواجه الغزو الفكري بكل صوره، ويكشف زيف أنصار التغريب، وخاصة طه حسين ولطفي السيد وسلامة موسى وجورجى زيدان وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ، بل أقام الموازين العادلة لمحاكمة هؤلاء وأفكارهم في ميزان الإسلام، وصحة الفكرة الإسلامية، فأخرج عشرات الكتب القيمة والعميقة في ذلك، مثل: «طه حسين حياته وفكره في الإسلام» وغيرها. وقد خاض الكثير من المعارك ضد دعاة التغريب، وعمل من أجل تصحيح الكثير من المفاهيم عن الإسلام والمسلمين، واهتم بتقليم خطة كاملة لمقاومة التغريب والغزو الثقافي، ثم اتجه إلى العمل في أسلمة العلوم والمناهج وتأصيل الفكر الإسلامي وبناء البدائل، وهو ما واصل العمل فيه إلى آخر لحظة من حياته، وكان يرى أن فصل الأدب عن الفكر -وهو عنصر من عناصره- أخطر التحديات التي فتحت الباب واسعاً أمام الأدب الحديث ليتدخل في كل قضايا

الاجتماع ويفسد مفاهيم الإسلام الحقيقية، وكان له حسُّ أدبي مرهف، ظهر ذلك في كتابه «المعارك الأدبية». وكان عضواً عاملاً في المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر، ومن الأعضاء الأوائل في نقابة الصحافيين، ومن الكتَّاب الأوائل المتميزين بغزارة الإنتاج والانقطاع الكامل للعلم، وكان عالماً عابدًا، حتى إنه ما يأكل إلا وهو على وضوء، ولا يمشى ولا ينام ولا يكتب ولا يقضى أي مصلحة من مصالحه إلا وهو متوضع، فكان ربانياً في حياته، وصادقاً مع نفسه ومع الآخرين. لقد خاض معارك ضارية مع رموز العلمانية والحداثة ومع الكتب المسمومة، وشارك في كثير من المؤتمرات، كما دُعى إلى زيارة عدد من الجامعات وإلقاء محاضرات فيها. وكانت كل غرفه وطوابقه دائرة معارف متنوعة في شتى الشؤون والفنون، كما كان له موقع بدار الكتب لا يغيب عنه إلا لماماً، وصناديق البطاقات العلمية لديه وصلت إلى ١٨٠ صندوقاً، تزوّد بذلك كله، إلى ما حباه الله من صبر جيل طويل وتفرغ كامل للأعمال الفكرية، وتجرُّد قلِّ أن يوجد في عصرنا، توفي في القاهرة يوم الثلاثاء ١٥ ذي القعدة، الموافق ٢٩ كانون الثاني (يناير)، وكان حتى آخر لحظة من حياته مهموماً بحموم أمته، وعلى رغم ظروفه الصعبة والأمراض التي تكالبت عليه آخر أيام حياته، ظل متقد الذهن، حاضر البديهة.

وثما كتب فيه أو في آثاره رحمه الله: مقال في أزمة التربية: حول كتاب التربية وبناء الأجيال للأستاذ أنور الجندي/ عبداللطيف الجوهري.- الإسكندرية: دار الدعوة، ١٤٠٣هـ.

النقد الأدبي عند أنور الجندي في أعماله المنشورة إلى نهاية عام ١٤١٧ه/ محمد رشدان العصيمي (رسالة ماجستير من جامعة الإمام بالرياض، ١٤١٩هـ).

جهود أنور الجندي في الدفاع عن الإسلام: عرض ونقد/ حسن بن أحمد المسعودي (رسالة ماجستير من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ٤٢٩هـ).

أنور الجندي وجهوده في الدفاع عن الإسلام ضد التبشير والاستشراق والتغريب/ عمر السيد أبو سلامة (رسالة ماجستير من جامعة الأزهر، ٢٦٤ هـ).

أنور الجندي وآراؤه الكلامية سنير عبدالرحمن عبده (رسالة دكتوراه من حامعة الأزهر، ١٤٢٨ه).

أنور الجندي وجهوده في تجديد الفكر الإسلامي/ محمد أحمد بخيت عبدريه (رسالة ماجستير من جامعة الأزهر). وترك من المؤلفات (۲۰۰) كتاب، وأكثر من (۳۰۰) رسالة، بينها موسوعات، وأجري آخر لقاء معه في مجلة «المستقبل الإسلامي» ع (۱۲۹)،

ومن عناوين مؤلفاته: الإسلام في أربعة عشر قرناً، الإسلام في وجه التغريب، أضواء على الفكر العربي الإسلامي، أعلام الإسلام، البهائية من الدعوات الهدامة، تاريخ الصحافة الإسلامية، تصحيح أكبر خطأ في تاريخ الإسلام الحديث، جيل العمالقة والقمم والشوامخ في ضوء الإسلام، حسن البنا، حقائق وأباطيل، خصائص الأدب العربي، الروتاري، الصحافة والأقلام المسمومة، الصحوة الإسلامية، عالمية الإسلام، محاكمة فكر طه حسين، معالم التاريخ الإسلامي المعاصر، معلمة الإسلام، مفكرون وأدباء من خلال آثارهم، المؤامرة على الإسلام، نوابغ الإسلام، هل غير الدكتور طه حسين آراءه، اليقظة الإسلامية. وأضعاف هذه العناوين أوردتها له في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

(۱) موسوعة بيت الحكمة ۸۱/۱، علماء ومفكرون عرفتهم ٤٥/٢، معجم الأدياء الإسلاميين ١٦٥/١، في وداع الأعلام ص ١٣، آخر لقاء مع ٢٠ عالماً ومفكراً

# أنور الجندي (الشاعر) = أنور علي الجندي

أنور حاتم (۱۳۲۷ - ۱۶۲۳ه = ۱۹۰۹ - ۲۰۰۳م) دبلوماسي، أستاذ جامعي.



ولد في حلب من عائلة نصرانية، حصل على إجازة في الحقوق من معهد باريس، ودكتوراه في الآداب في موضوع «شعر الملاحم في الحملات الصليبية» من السوريون، عاد ليصبح مدير عام رئاسة على الوزراء، ثم الأمين العام للحكومة أثناء الاحتلال الفرنسي، أنجز عدة مهام والفلسفة الإسلامية في جامعة دمشق، سفير لدى الفاتيكان، فكان أول ممثل نصراني لدولة عربية مسلمة هناك، مندوب

إسلامياً ص ١٨٩، زهر البساتين ٦/٥، من أعلام أسيوط ٢/.٥، المستقبل الإسلامي ع ١٢٨ ص ٩، و ع ١٢٩ ص ١٤، ١٦، الجمتمع ع ١٤٨٨ ص ٢٤، وع ١٤٩٢ ص ٤٠ و ع ١٥١١ ص ٥٥٠ و ع ١٦٩٢ ص ٤٠ بحريلة العالم الإسلامي ع ١٧٣٢، بحلة الأدب الإسلامي ع ٣١ ص ١٠٩، وعدد خاص به (رقم ٣٣)، الفيصل ع ٣٠٧ ص ۱۲۸، المتهل ع ۱۰ مج ۳۰ (شوال ۱۳۹۶ه ص ٧٨٢ الجتمع ع ١٥١١ ص ٥٠، البعث الإسلامي ع ٧ (١٤٠٢هـ) ص ٢٤، و ع رومضان١٤٢٣هـ ص٢٠، التقوى ع ۱۱۱ (محرم ۱۶۲۳هـ) ص ۲۱، الداعي (صفر ١٤٢٣هـ) ص ٤٠، ملف عنه في بحلة الأدب الإسلامي ع ٣٣ (١٤٢٢ه)، الأهرام ع ٢٧٧٣ (٢٦/١١/١٤٢٤م)، المنار (السعودية) ع ٨٤ ص ٨١ وجوه عربية وإسلامية، ص١١، الرياض الندية ٢/٢٣٩، القدس ع ٣٨ (دُو الحجة ١٤٢٢هـ) ص ١٠٩، أسبوع الشيخ محمد عبدالوهاب ص ١١، رجال لهم آثار ص ٥٦.

دائم لسورية في الأمم المتحدة، أستاذ في جامعة فريبورغ في سويسرا، ثم أمين سرّ المعهد الفرنسي بالجامعة. نال أوسمة وألقاباً علمية عديدة، منها صليب وسام الاستحقاق المدني من إسبانيا. مات في سويسرا يوم ١٠ آذار.

مؤلفاته المطبوعة: شعر الملاحم للحملات الصليبية، الذكريات السورية في روما، الحوليات الأثرية السورية، أساطير مكسيكية، وله ثلاثة دواوين شعرية بالفرنسية: هياكل، أندلسيات، أتارغاتيس، وله خسون بحثاً ودراسة حول موضوعات الأدب والتاريخ العربي باللغات العربية والفرنسية والإيطالية ، ذكر بعضها في والفرنسية والإيطالية ، ذكر بعضها في رتكملة معجم المؤلفين)(١).

أنور حسن شحاتة (١٣٧٥ - ١٤٢٥هـ = ١٩٥٥ - ٢٠٠٤م) طبيب نقابي وداعية قيادي.



وله في محافظة الغربية بمصر، تخرج في كلية الطب بجامعة طنطا، تخصّص في التحاليل الطبية وحصل فيها على الماجستير، انتمى إلى جماعة الإحوان المسلمين وتبوأ فيها مكانة رفيعة، وكان أحد رموز العمل الطلابي، نائباً لرئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، ناشطاً في الجامعات وبين

 (۱) الضاد (آذار ۲۰۰٤)، ص ۳۳، موسوعة أعلام سورية ۷/۲، معجم أدباء حلب ص ۹۹.

الطلبة، وقد خدم وتعب، وأشرف على لجنة الإغاثة مدة. التحق بالعمل النقابي من خلال عضوية بحلس نقابة الأطباء الفرعية بالمنوفية، ثم كان أميناً عاماً لحا، ثم تولى منصب أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، كما تولى أمانة صندوق اتحاد المهن الطبية، وكان عضو اتحاد الأطباء العرب. قبض عليه عام ١٤١٦هـ، وحول إلى الحكمة العسكرية فيما يسمى بالقضية العسكرية بتهمة المشاركة في إحياء جماعة الإحوان وتعطيل الدستور، وحكم عليه بالسجن ٣ سنوات، وتعامل خلال هذه المدة مع أكثر من ٦٠ من أفضل الإحوان، كما يقول، وأتم حفظ القرآن الكريم، كما حصل على دبلوم إدارة المستشفيات. عرف بعطائه النادر، وحلقه الرفيع، وتحمُّل مشاق العمل التطوعي دون ملل، وكان يجد لذَّة في ذلك، ويقول إن أهم محطة في حياته هو العمل الخيري. وكان عضوًا في جمعيات عديدة من الجتمع المدني. مات في ٢٠ ربيع الأول، ٩ أيار (مايو)(١).

أنور خليل (السامرائي) (١٩٣٥ - ١٩١٦ه = ١٩١٦ - ١٩٨٦م) شاعر مدرِّس.



ولد في مدينة العمارة بالعراق، تخرَّج في دار المعلمين ببغداد، درَّس، ثم عيِّن أميناً عاماً لمكتبة العمارة العامة، وكان مكثراً من

(۲) المختمع ع ۱۹۰۱ (۲/۲/۲۱ هـ) ص ۳۷، إخوان
 ويكي (استفيد منه في ربيع الأخر ۱۶۲۲ هـ).

الشعر، ولقب به «شاعر العمارة». نشر جزءاً من قصائده في محلة «الرسالة» للزيات بمصر، و «الثقافة» لأحمد أمين.

طبع من كتبه ثلاثة دواوين شعرية هي: الربيع العظيم، الصوت الآخر، من أصداء المعترك(٢).

أنور خوجه (۱۳۲٦ - ۱۹۸۰ = ۱۹۰۸ - ۱۹۸۰) رئيس ألبانيا الشيوعي.



ولد في بلدة أرجيو كاستروا بألبانيا من عائلة إسلامية من التجار الأثرياء، درس الحقوق في باريس، وانتسب إلى الحزب الشيوعي الفرنسي، عاد مدرّساً، لجأ إلى المقاومة السرية ضد احتلال إيطاليا لألبانيا، شارك في تأسيس الحزب الشيوعي الألباني وعيِّن أمينه الأول، أسَّس جبهة التحرير الوطنية الألبانية، عين رئيساً للجنة الألبانية المناهضة للفاشية وقائداً للمقاومة، تحولت هذه اللجنة عام ١٩٤٤م إلى حكومة انتقالية برئاسته، ثم كان رئيسها الشيوعي، وقتل خصمه (دوجي) المحسوب على يوغسلافيا الشيوعية، وأيد الاتحاد السوفياتي، وقام بتصفية واسعة طالت معظم معارضيه، وكان يفتخر بإخلاصه المطلق للسياسة الستالينية، ثم وقف إلى جانب الصين بعد أن لاينت موسكو من (٣) معجم الشعراء العراقيين ص ٥٤، معجم المؤلفين

 (۲) معجم الشعراء العراقيين ص ٥٤، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٢٢٠/١، موسوعة أعلام العراق ٢٨/٣، معجم المؤلفين العراقيين ١٥٥/١.

موقفها مع يوغسلافيا، وأعلن أنه الوحيد في أوروبا الذي يبني نظاماً اشتراكياً لينياً وسط عزلة من ذلك، ثم ابتعد عن الصين بعد وفاة ماو تسي تونغ، فقطعت مساعداتها لألبانيا، فعاش في عزلة عن الجميع، وحاول أن يتجه نحو أوروبا الغربية وغيرها، مات بعد أن حكم ألبانيا (٤٠) عاماً بالحديد والنار، في ١١ نيسان (أبريل)، وخلفه «رامز عاليا» الأمين الأول للحزب الشيوعي(١).

أنور زعلوك (۱۰۰۰ - ۱۲۲۸ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۷م) عرر صحفي.



من مصر، عمل في إدارة العلاقات العامة بوزارة الزراعة في السعودية، ورأس تحرير مجلة الوزارة الصادرة عام ١٣٧٤هـ، كما أشرف على تحرير صفحات من جريدة حراء، والندوة، وكتب في العديد من الدوريات السعودية ونشر فيها بعض شعره، وأصدر وتوقفت بعد أشهر من صدورها، كما رأس تحرير مجلة «الفجر» الاقتصادية السياحية الصادرة في القاهرة عام ٤٠٤١هـ، ورأس الصادرة في القاهرة عام ٤٠٤١هـ، ورأس مجلس المارة وتحرير جريدة «المستشمرون»، وكلها في مصر، مات يوم السبت ١٣ صفر، ٣ قرار (مارس).

من مؤلفاته: الفيران لما تسمن (مسرحية

(١) مومــوعة السياسة ٢/٦٣٣، والملــحق ص ٤٦٦،

الموسوعة العربية العالمية٢/ ٤٨٣.

ذات ثلاثة فصول)، كلمات وحكايات ليست للنشر (قصص).

وله من المؤلفات السياسية: هذا هو عدوك، ٣ عاماً في حياة مصر، مايو حبيى.

وله في الدراما الإذاعية: عروسة للباشهندس، زغروطة، عودة إلى شاطئ الحياة، دمعة على شفتيها، دعوة للحياة، علموا أولادكم الحب.

وذكر لنفسه كتبًا «تحت الطبع» أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

أنور زهران (۲۰۰۰ – ۱٤۲۸ هـ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

أنور السادات = محمد أنور السادات

أنور سالم سلوم (۱۳۷۶ - ۱۲۲۰ه = ۱۹۵۶ - ۱۹۹۹م) صحفی کاتب.

من مدينة القنيطرة بسورية، التحق بكلية طب الأسنان في جامعة دمشق ثم توقف عن الدراسة، عمل في تحرير بعض الصحف المحلية، ونشر فيها عدداً من الدراسات الفكرية والسياسية، كما تكسّب من بيع دواوينه الشعرية ومؤلفاته الأخرى.

دواوينه المطبوعة: المكابدات (مع محيب السوسي)، وأحبكم لا تسألوني لماذا، محد الشام أنت، قمر واحد وأنحم تشرين، عروسة الجولان، الوفاء: ثلاث قصائد للباسل الغالى.

ومن مؤلفاته الأحرى: هجرة العقول واستنزاف الأدمغة، القضية الفلسطينية في ٢٠٠٠ عام (بالمشاركة)، التصحيح الثوري: دراسة في الفكر والمنهج، المدمنون: المحدرات والمؤثرات العقلية (١٠).

أنور أبو سحلي = أنور عبدالفتاح أبو سحلي

أنور سردار = محمد أنور سردار

أنور شاؤل (۱۳۲۲ - ۱۹۰۶ه = ۱۹۰۹ - ۱۹۸۹م) شاعر، قصصي ريادي، محرر صحفي.



ولد في الحلة بالعراق من أسرة يهودية. أصدر مجلة «الحاصد» الأسبوعية أكثر من ٢ سنوات، شارك في الحياة الأدبية العامة بشعره ونثره أعواماً طويلة، له مذكرات. توفي في ١٤ كانون الأول.

من شعره:

إن كنتُ من موسى قبستُ عقيدتي فأنا المقيمُ بظلٌ دينِ محمّدِ وسماحةُ الإسلام كانت موئلي وبلاغة القرآن كانت موردي ما نال من حبي لأمةٍ أحمد كوني على دينِ الكليمِ تَعبُدي

سأظــلُّ ذيّــاك السّمــوَّال فيَّ الوفا أسعدتُ في بغداد أم لم أسعدِ

نشر مجموعات قصصية، منها: الحصاد الأول (عام ١٣٤٩هه)، في زحام المدينة، أربع قصص من الغرب. ونشر من الدواوين: همسات الزمن، بزغ فجر جديد.

<sup>(</sup>٢) معجم الصحفيين في السعودية ٨٠/١، مع إضافات.

<sup>(</sup>٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

نفسه فعكف على

أمهات الكتب

والمراجع والدوريات في مختلف العلوم والفنون، ثم نشط علميًا واجتماعيًا، فحاضر، وشارك

في الكتابة في



أنور شاؤل (خطه)

وله أيضاً: قصة حياتي في وادي الرافدين، عليا وعصام (قصة سينمائية)، وليم تل (مسرحية مترجمة)؛ الطباعة العامة: فنوها وصناعاتما(١).

أنور شحاته = أنور حسن شحاتة

أنور الصناديقي (١٣٣٦ - ١٤٢٨هـ = ١٩١٨ - ٢٠٠٧م) مهندس ومدرّس مهتم بعلوم القرآن.



ولد في مدينة ملوى بمحافظة المنيا في مصر، درس الإنجليزية واللاتينية والرياضيات والتاريخ في كلية بنت بشيفيلد، ودرس هندسة المباني في المعهد البريطاني للهندسة، لكنه لم يعمل مهندسًا بعد عودته إلى مصر، بل درَّس في معهد ملوي الأزهري، وثقف

(١) أعلام الأدب في العراق الحديث ٢٢/٢، وذكر مير بصري أنه ترجم له بتوسع في كتابه «أعلام اليهود في العراق الحديث»، معجم المؤلفين العراقيين ١٥٦/١.

الصحف، وفي ندوات ومحافل أدبية واجتماعية، وكان عضوًا في إدارات جمعيات الشبان المسلمين والمحافظة على القرآن الكريم والحضارة الإسلامية، وأسهم في إنشاء معهد ملوى للبنين، ومعهد ملوى الأزهري، ومعهد ملوي الأزهري للقراءات، ومعاهد أخرى. وتوفي يوم الأربعاء ١٧ ذي

وله أكثر من (٢٠) كتابًا وبحثًا، ومما طبع له منها: الأخلاق، ناهد (قصة).

الحجة، ٢٦ ديسمير.

والمخطوط: مع التموجات المدنية وملحق ملوي ٢٠٠٠م، ألوان من الأدب والقن، البعث الإجتماعي: تحليل لمشاكل مصر في أعقاب الحرب العالمية الثانية، العلم والقرآن: بحث بمناسبة مضى (١٤) قرنًا على نزول القرآن الكريم، حول عقد الطفل: دراسة ميدانية للطفل صغيرًا وكبيرًا وما مرَّ بالكبار أطفالًا، حصاد خمس سنوات، حول علوم القرآن (١٠٠ جن) ، في حضرة الرحمة المهداة (عن السيرة النبوية)، حفدة الزبير بن العوام، نافذة على الحضارة (عن تاريخ مدينة ملوي)<sup>(۱)</sup>.

أنور عبدالفتاح أبو سحلي (ATTI - 1731a = PIPI - 11.74) حقوقي وزير.

(٢) موقع ملوي، وموقع KNO (وحدة العربية) (شوال 17314).



من مواليد فرشوط بمحافظة قنا، حاصل على إجازة في الحقوق، ودبلوم الدراسات العليا في القانون، ودبلوم في الاقتصاد السياسي، قاض، رئيس نيابة، مستشار، وزير العدل، الناتب العام. عضو الأكاديمية الدولية للمحامين المترافعين بأمريكا، قدم مشروع قانون محاكم أمن الدولة الذي صدر عام ١٣٩٩ه، ومشروع محاكم أمن الدولة الذي صدر في العام التالي، قام بتعديل قانون العقوبات الخاص بخطف الأنثى، شارك في إعداد مشروع القانون الخاص بمجلس الشوري عام ١٤٠٠ه. توفي يوم الثلاثاء ٥ شوال، ١١ يناير. له بحث بعنوان: الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية (٣).

أنور عبدالله النوري (POY! - 273 /a = + 2 P / - 7/ + 74) (تكملة معجم المؤلفين)

أنور عبدالملك (7:17 - 77:1A = :178 - 17:7) كاتب مفكر.



(٣) موسوعة أعلام مصر، ص ١٣٢.

من مواليد القاهرة. درس الفلسفة في جامعة عين شمس، ونال الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة السوربون بباريس. عمل في المركز القومي للبحوث، وحاضر في جامعات عربية وأجنبية، وكان عضوًا في هيئات وجمعيات علمية وجامعية عربية ودولية، نقد الاستشراق قبل صديقه إدوارد سعيد، وكتب مقالًا ربط فيه بين الاستشراق والاحتلال، وأحدث هذا جدلًا. وكان رافضًا لدعاوى العولمة والانفتاح على الغرب كشرط للتحديث والارتقاء الحضاري، الذي يؤدي إلى فرض الهيمنة والمزيد من التبعية، وإنما تتحقق النهضة والتنمية - في نظره - بالتمسُّك بالشخصية القومية والاجتماعية والثقافية. راجع مفاهيم ليبرالية وماركسية، واهتم بالمثقف الوطنيء واعتبر التعددية بمفهومها السياسي من الشروط الأساسية لتكوين جبهة وطنية وتفعيل للحوار الوطني. نال جائزة الصداقة الفرنسية العربية، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية. واعتبر مفكرًا عربيًا بارزًا. أقام بباريس في سنواته الأخيرة، وبما توفي مساء الجمعة ٢٥ رجب، ۱۵ حزیران (یونیه).

مؤلفاته المطبوعة: القومية والاشتراكية (ترجمة سامية الجندي)، الوطنية هي الحلّ، الشارع المصري والفكر، الفكر العربي في

معركة النهضة (ترجمة وإعداد بدر الدين عرودكي)، المحتمع المصري والجيش ١٩٥٢ - ١٩٥٧ من تغيير العالم، دراسات وي الثقافة الوطنية، من ريح الشرق، من

» من ماد ساما

أجل استراتيجية حضارية، مدحل إلى الفلسفة، الصين في عيون المريين، من

أجل استراتيجية حضارية. ومؤلفات أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

أنور عدي = أنور محمد عدي

أنور علي الجندي (١٣٣٦ - ١٤٢١ه = ١٩١٧ - ٢٠٠١م) شاعر مدرّس.



ولد في السلمية بمحافظة حماة، تخرَّج في الكلية الأرثوذكسية، نال إجازة معهد الحقوق بدمشق، درَّس في حمص وطرطوس، تولى رئاسة الديوان بوزارة الداخلية في محافظة الحسكة، ثم نقل إلى دمشق، كما تولى رئاسة ديوان مجمع اللغة العربية بدمشق، كان له إلمام بالأغاني الموسيقية ويعزف على العود أحياناً. نشر شعره في دوريات محلية وعربية، وأثارت قصيدته الميمية جدلاً.

ديوان ابن النقيب (تحقيق بالاشتراك مع عبدالله الجبوري)، جمهرة المغنين/ حليل مردم بك (تحقيق بالاشتراك مع عدنان مردم بك)، الاعرابيات/ حليل مردم بك فتيان الاشتراك مع السابق)، ديوان فتيان الشاغوري (تحقيق)، قطب السرور في أوصاف الخمور/ للرقيق النديم (تحقيق)، ديوان عرقلة الكلبي (تحقيق) (٢).

أصدرت فيه محافظة حماه كتاباً.

من دواوينه الشعرية: الزورق التائه، خداء

ومن مؤلفاته الأخرى: شعراء سورية،

أنور علي لبن (۱۰۰۰ - ۲۲۲۱ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

أنور الغسّاني = أنور محمود سامي

أنور فياض الكاوردي (١٣٣١ - ١٤٢٧ه = ١٩١٢ - ٢٠٠٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

أنور لوقا (١٣٤٥ - ١٤٢٤ه = ١٩٢٧ - ٢٠٠٣م) أديب ومستشرق قبطي.



من مدينة جرجا جنوب الوادي بمصر، من الطلبة الذين أرسلهم طه حسين إلى فرنسا

(٢) معجم البابطين ٥٣٦/١ معجم المؤلفين السوويين ص

(۱) الجزيرة نت ۲۹ رجب ۱۹۳۳ه، الوطن أون لاين (جمادى الآخرة ۱۹۲۷هـ) ص ۲۸، الشرق الأوسط ۱۹۳۵ (۲) الجزيرة نت ۲۹ رجب ۱۹۳۳ه، الوطن أون لاين (جمادى الآخرة ۱۹۲۷هـ) ص ۲۸، الشرق الأوسط ۱۳۵۸ (۲۰۱۲/۲/۹ مع إضافات.

مَ يُعْبَعُ السَّسْرِ فَيُ عَلِي مُرَدِّ مِنْ مَرَدِّ مِنْ مَنْ مَنْ عَلَى آدومِ السَّحَتَ ... أنور الجندي (خطه)

رَمَتُ المدن عِن الدِّوْنِ مُشَدِّدُهُمْ س. مائت الدُّونِ - طيق الشِّن المائتين م.

رَأَيْنَ كَرْقَدُهُ وَالصَّامِنُ مَثْمَلُوا كُنَّا لَكُنْ لِكُنْ لِكُنْ لِكُلِّ الْمُعْرَدُ الْمُلْكِ

مُ أَنْهُمُ العَالِمُ وَمُولِينَهُ مَا نَيْدُ مِن عَالَمَتُ . مَيْزُرُتُ عَلْمُهُ التَرْمِ الْلِأَفَ

الله عزيل كداري خَلْقَ تَعْمَلُون .. من القدائد يتخدم المي الكيت ...

لُوَّ مَيْتُرٌ الدُّيْمِ لَكُوْرَ وَثُنْتَى شُد. أَيَّارَهُ مِ عَلَيَّ النَّيْمُ وَلِمُنْبَعِ …

لدرس علوم العربية، أستاذ بجامعات أكس أن بروفانس، وليون، وجنيف. مات في شهر رمضان (نوفمبر).

ترجم كتاب تخليص الإبريز في تلخيص باريز للطهطاوي إلى الفرنسية، وله: كتّاب ورحالة مصريون في فرنسا في القرن ١٩، وترجم أجزاء من كتاب «الأيام» لطه حسين إلى الفرنسية ولم ينشر؛ لخلاف بينه وبين مؤنس طه حسين، وقد أصدر مراسلاته معه في هذه المعركة. وكان في سويسرا يقوم بعمل ضخم لتقديم أدب الصوفية المصرية إلى الغرب.

ومن مؤلفاته بالعربية تأليفاً وترجمة: تخليص الإبريز في تلخيص باريز/ رفاعة الطهطاوي (تحقيق وتعليق مع مهدي علام وأحمد أحمد بدوي)، صوت لابرويير (يعني جان وأدبه، إدريس أفندي في مصر: مذكرات الفنان والمستشرق الفرنسي بريس دافين في مصر (١٨٠٧ – ١٨٧٩م)، نافر من الحب (جاليجاي): قصة طويلة/ فرانسوا مورياك (تلخيص)، تقاليد الفروسية عند العرب/ واصف بطرس غالي (ترجمة)، المسافر بلا متاع/ جان أنوي (ترجمة)، مسرحيات قصيرة من الأدب الفرنسي مسرحيات قصيرة

# أنور محمد سليم سلطان (۱۳۳۲ - ۱۹۱۱ه = ۱۹۱۴ - ۱۹۸۱م)

عالم خطيب، يعرف بسلطان الداغستاني. من سلالة أمراء داغستان. هاجر أحد أجداده إلى دمشق أوائل القرن الثالث عشر المحجري لما استولت حكومة الروس على يلاده في تورة الشيخ شامل الداغستاني. وقرأ على مشايخها (١) الأهرام ع ٢٧٢١، (٢٤/٩/٣٠)، سيمائيات

(بحلة مغربية) ع ٥-٦ (٢٠١٠م).

وأساتذتهاء أمثال بدر الدين الحسنيء وحسن حبنكة، ومحمد كرد على، ونال شهادة مدرسة الأدب العليا من الجامعة السورية، وحصل من كلية أصول الدين بالأزهر الشهادة العالمية، وشهادة التخصص في الوعظ والإرشاد، وعاد محدِّثاً وخطيباً وإذاعياً ومدرّساً في ثانويات دمشق وإعدادياتها الرسمية والشرعية والخاصة. وكان رئيساً لجمعية المساعدة الخيرية ودار العجزة التابعة لها في حي العمارة بدمشق، ورئيساً لاتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق عدة سنوات. وكان يخطب كل أسبوع في جامع التكية السليمانية منذ عام ١٣٧٤هـ خلقًا عن والده إلى آخر أيامه. توفي يوم الجمعة ١٤ شوال بعد أن أدى خطبة الجمعة. ألف عدة كتب للمرحلتين الابتدائية والثانوية في مادة التربية الإسلامية(١).

# أنور محمد الشرقاوي (۰۰۰ - ۱۲۴۲ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۳م)

تربوي نفساني.
من مصر، أحرز شهادة الدكتوراه من كلية التربية بجامعة عين شمس عام ١٣٩٤ه. ثم كان أستاذ علم النفس بالكلية نفسها، ومدير المركز القومي للبحوث التربوية. نعي يوم الخميس ١٢ ربيع الأول، ٢٤ يناير. له أكثر من (٢٠) بحنًا ودراسة، و(١٦) اختبارًا ومقياسًا تربويًا.

رسالته في الماحستير: دراسة لأبعاد مفهوم الذات لدى الجانحين.

وفي الدكتوراه: مراتب الهدف: دراسة تحريبية في التعليم الإنساني.

وله من الكتب: الاستراتيجيات المعرفية والقدرات العقلية، علم النفس المعرفي المعاصر، أسس علم النفس العام (مع

(٣) أعلام دمشق في القرن الرابع عشر الهجري ص ٤٤٠ الدعاة والدعوة الإسلامية ٢٨٥/٢.

طلعت منصور وعادل عز الدين وفاروق أبو عوف)، بطارية الاختبارات المعرفية العاملية (الطلاقة، الأفكار، عوامل مرونة الأشكال)، العلم وتطبيقاته (مع سيد أحمد عثمان)، انحراف الأحداث، العمليات المعرفية وتناول المعلومات، التعلم: نظريات وتطبيقات، سيكولوجية التعلم، الدافعية والإنجاز الأكاديمي والمهني وتقوعه (٢ج)، والإساليب المعرفية في علم النفس والتربية.



أنور محم*د عدي* (۱۳٤٢ - ۱۶۲۱هـ = ۱۹۲۴ - ۲۰۱۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

أنور محمود سامي (۱۳۵٦ - ۱۹۳۰ه = ۱۹۳۷ - ۲۰۰۹م) شاعر إعلامي. عرف برأنور الغساني).



ولد في قلعة صالح التابعة لمحافظة العمارة

بالعراق، نشأ في كركوك وتعلم فيها، انتقل إلى بغداد ليمارس فنَّ الرسم والخطِّ والإعلان وتصميم واجهات المتاجر والتصوير والترجمة والصحافة، وحصل على الدكتوراه في الصحافة من جامعة لايبزك بألمانيا، ثم أقام في كوستاريكا وعمل أستاذًا للصحافة والإعلام في جامعتها، وراسل عددًا من والإعلام في جامعتها، وراسل عددًا من نقدية وقصائد وقصصًا في دوريات عراقية نقدية توفي في (سان خوسيه) عاصمة وعربية، توفي في (سان خوسيه) عاصمة

له كتابات وبحوث وأشعار كثيرة لم تنشر. وأصدر: العراق (قصيدة طويلة)، وبالإنجليزية: بيان ٩٢: مستقبل العراق(١).

أنور ناصر العولقي (١٣٩١ - ١٤٣١ه = ١٩٧١ - ٢٠١١م) قائد بارز في تنظيم القاعدة بالجزيرة العربية.



ولادته في ولاية نيومكسيكو الأمريكية من أصل يحني، وكان والده وزيرا للزراعة. قضى جزءًا من طفولته في اليمن، وعاد إلى أمريكا ليدرس الهندسة في جامعة كولورادو، وبعد تخرُّجه أصبح إمامًا في مسجد بفورت كولينز، ثم بسان فرانسيسكو. وكان نائبًا لرئيس جمعية حيرية كبيرة هناك. وعُرف بخطبه الثائرة في مساجد أمريكا باللغة

(١) موقع إيلاف (إثر وفاته).

الإنجليزية التي كان يتقنها كما يتقن العربية، ثم إنه غادر أمريكا إلى بريطانيا عام ٤٢٣ اهد (٢٠٠٢م)، ومنها إلى اليمن ليُعتقل فيها عام ١٤٢٧هـ (٢٠٠٦م) بضغط من أمريكا، حيث كانت تصريحاته ولقاءاته تحد صدى عالميًا، وتتناقلها وكالات الأنباء العالمية والفضائيات والصحف، فكان أمره محيرًا، ثم إنه كان يتهم بأنه من القاعدة، وأفرج عنه بعد عامين على أن يراجع الشرطة يوميًا، لكنه فرَّ إلى محافظة شبوة الشرقية ودخل في العمل السري، وكانت المحابرات الأمريكية تلاحقه وتتهمه بضلوعه في أعمال ضدَّها وإن كانت فاشلة، واتمم أيضًا بقتل أجانب في اليمن، وقد تعرّض لأكثر من محاولة اغتيال، فكان ينجو بأعجوبة، وتخشاه أمريكا أيضًا لوجود أنصار له في نيويورك... ثم إنه قُتل في غارة نفذتها طائرات، ذكرت وزارة الدفاع اليمنية أنحا هي التي نفذتما، بينما صرّحت الحكومة الأمريكية أن الغارة نفذت بواسطة المخابرات العسكرية الأمريكية، وأعلن عن ذلك يوم الجمعة ٢ ذي القعدة، آخر شهر سېتمبر <sup>(۲)</sup>.

أنور نافع = محمد أنور بن محمد نافع

أنور نسيبة (۱۳۳۱ - ۱۶۰۷ه = ۱۹۱۳ - ۱۹۸۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

أنور النشاشيبي (۱۳۳۲ - ۱۶۲۲ه = ۱۹۱۳ - ۲۰۰۱م) حقوقی ودبلوماسی وزیر.

ولد في القدس. حصل على شهادات جامعية متقدمة في القانون الدولي من جامعات مونبلييه وباريس ولندن، عضو إدارة الإذاعة الفلسطينية، معلق الأخبار (۲) الجزيرة نت والعربية نت ١٤٣٢/١١/٢ واليوم التالي له.

ثم الدفاع. رئيس بعثة الأمم المتحدة في مقاطعة كاتنغا بالكونغو، سفير الأردن في الصين الوطنية واليابان والهند وإيطاليا. مات في واشنطن. له عدة كتب بالعربية والإنجليزية خاصة في موضوع القضية الفلسطينية، منها:

في موضوع القضية الفلسطينية، منها: من ميونخ إلى وارسو، معالجات في الحقل القومي، على هامش الحوادث(٢).

العربية، مستشار قانوني للحكومة الأردنية،

وزير الأشغال العامة، ثم المواصلات،

أنور النقشلي البغدادي (۱۰۰۰ – ۱۴۰۰هـ = ۲۰۰۰ – ۱۹۸۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

أنور هاريونو (۱۰۰۰ - ۱٤۱۹ه = ۱۰۰۰ - ۱۹۹۹م) عالم داعية.



أستاذ دكتور، رئيس المحلس الأعلى الإندونيسي للدعوة الإسلامية، عضو هيئة رئاسة المحلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بالقاهرة، عضو الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت، رحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء في ميدان الدعوة الإسلامية داخل إندونيسيا وخارجها(1).

# أنيس حنا شباط (١٣٢٦ - ١٩٠١ه = ١٩٠٨ - ١٩٨٦م)

(٣) الدستور ١/٠٠١، موسوعة أعلام فلسطين ١٣٧/١.
 (٤) المجتمع ع ١٣٣٩، ص ١٦.

(تكملة معجم المؤلفين) أنيس الخوري غانم (۱۳۳۱ - ۱۹۱۱ه = ۱۹۱۲ - ۱۹۹۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

أنيس الخوري المقدسي (١٣٠٤ - ١٣٩٧هـ = ١٨٨٦ - ١٩٧٧م) أديب وباحث لغوي.



ولد في طرابلس الشام، وانتقل إلى بيروت ليتابع تحصيله العلمي في الجامعة الأمريكية، وبعد أن حصل على إجازة في العلوم ثم ماجستير في الأدب العربي عيّن أستاذاً في الجامعة، وشغل كرسيّ رئاسة الدائرة العربية في الجامعة أكثر من خمس وعشرين سنة، ودعى إلى القاهرة ليشغل كرسيّ الأدب الحديث في معهد الدراسات العربية العالية، التابع لجامعة الدول العربية، وبقى فيه سنتين، عاد بعدهما إلى بيروت ليواصل عمله الأدبي، ولم ينقطع عن التأليف وإلقاء المحاضرات في المعاهد العالية المختلفة. واختاره الجمع العلمي العربي بدمشق عضواً مراسلاً، كما اختاره مجمع اللغة العربية بالقاهرة عضواً عاملاً. وله كثير من المقالات والبحوث نشرت في بحلات مختلفة.

وقام بعدة دراسات ووضع مؤلفات، منها: أمراء الشعر في العصر العباسي، تطور الأساليب النثرية، الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث، الفنون الأدبية

وأعلامها في النهضة العربية الحديثة، مقدمة في دراسة النقد الأدبي، المختارات السائرة. وعدد من الروايات المسرحية الطويلة، مثل: إلى الحمراء، الجزيرة الخضراء، أشد من الانتقام، وستون مسرحية قصيرة نشرت تحت اسم «في مواكب النور»، تحقيق ديوان ابن الساعاتي (٢ج)، تطور الأساليب الشعرية في الأدب العربي الحديث؛ الخلقة الأولى في العوامل السياسية، تحقيق الخلقة الأولى في العوامل السياسية، تحقيق ونشر رسائل ضياء الدين ابن الأثير، ديوان شعر (مخطوط) نشر كثير منه في عدد من المخلات (١٠).

أنيس صايغ = أنيس عبدالله صايغ

أنيس عبدالله روفائيل (١٣٢٦ - ١٩٠٠ه = ١٩٠٨ - ١٩٧٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

أنيس عبدالله صايغ (١٣٥٠ - ١٤٣١ه = ١٩٣١ - ٢٠٠٩) كاتب ومفكر وإعلامي.



ولد في مدينة طبريا، وبعد أن احتلها اليهود

(۱) المجمعيون في خمسين عاماً ص ٨٦، التراث المجمعي ص ١٧٥، معجم أعلام المورد ص ٤٣٠، سجل الأيام ١٩٦٠/١، أعلام الأدب العربي المعاصر ١٣٣٩/٢، قرى ومدن لبنان ١٦٠/١، والصورة من معجم البابطين لشعراء العدة.

انتقل إلى صيدا ودرس في مدرسة الفنون الإنجيلية، ثم نال شهادة في العلوم السياسية والتاريخ من الجامعة الأمريكية ببيروت، ودرَّس فيها سنة، ثم أشرف على الزاوية الثقافية والتاريخية بجريدة النهار اليومية لعام كامل، ثم كان مستشاراً للمنظمة العالمية لحرية الثقافة لسنتين، وتابع دراسته فحصل على الدكتوراه في التاريخ من جامعة كمبردج ببريطانيا، وعيِّن أستاذاً في دائرة الدراسات الشرقية بحا، فمديراً لإدارة القاموس الإنجليزي العربي، ثم كان مديراً عاماً لمركز الأبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية، فرئيساً لقسم الدراسات الفلسطينية في معهد الدراسات والبحوث العربي بالقاهرة. أنشأ مكتبة ضخمة للمنظمة فيها وثائق وخرائط ومستندات ، كما أصدر اليوميات الفلسطينية وترأس تحريرها، وسلسلة الدراسات الفلسطينية المتنوعة، ونشرة رصد إذاعة إسرائيل، وأقساماً للدراسات الفلسطينية العربية الدولية، وكتباً عديدة ترجمت إلى عدة لغات، وأرشيفاً شاملاً، ودرّب عشرات الشباب على البحث والكتابة في مختلف الميادين الفلسطينية، وزوَّد الكُتّاب والباحثين والصحفيين والأكادعيين من عرب وأجانب ععلومات دقيقة، وقد تعرّض المركز للتفجير من قبل العدو عندما دخل بيروت، وهو كذلك تعرَّض للاغتيال عام ١٣٩٢هـ، وأشرف على رسائل علمية عديدة، وكان مستشاراً لأمين الجامعة العربية، لكنه ترك الجامعة لعدم الفائدة منها! وعاد إلى بيروت ليشرف على صدور بحلة «المستقبل العربي» من شهر شباط ١٩٧٨م حتى آذار من السنة التالية، ثم أشرف على مجلة «قضايا عربية» ورأس تحريرها، وكان صاحب فكرة « الموسوعة الفلسطينية»، التي كتبت بنزعة قومية خالصة ونُقدت، وعاد إلى الجامعة العربية مستشاراً ورئيساً لوحدة بحلات الجامعة، ثم

أصدر في عام ١٤٠١هـ (١٩٨١م) بحلة «شؤون عربية». وقد شغل نفسه بفكرة القومية في مصر ولبنان خاصة وتطورها، وحجَّم القضية الفلسطينية بجهوده الثقافية لربطها بالفلسطينيين والعرب وحدهم، وهي قضية تممُّ المسلمين جميعاً، لا الفلسطينيين وحدهم، كما يدَّعي اليهود، ولا العرب وحدهم، كما يدَّعي اليهود، ولا العرب يوم السبت ٩ محرم، ٢٦ كانون الأول يوم السبت ٩ محرم، ٢٦ كانون الأول (ديسمبر).

أسهم في وضع «قاموس الكتاب المقلس»، و«موسوعة فرانكلين»، وترجم عدة كتب لدور نشر تجارية.

ومن عناوين مؤلفاته: ١٣ أيلول، أنيس صايغ، بلدانية فلسطين صايغ، بلدانية فلسطين المختلة ١٩٤٨ - ١٩٦٧م، تطور المفهوم القومي عند العرب، سوريا في الأدب المصري القديم، الفكرة العربية في مصر، المستعمرات الإسرائيلية الجديدة منذ عدوان ١٩٦٧م، ميزان القوى العسكرية بين الدول العربية وإسرائيل، الماشيون والثورة العربية الكبرى، اليوميات الفلسطينية (رئاسة تحرير)، لبنان الطائفي، وله مؤلفات أخرى ذكرت في الطائفي، وله مؤلفات أخرى ذكرت في الحائمة معجم المؤلفين)(١).

أنيس عبيك (١٣٢٧ – ١٩٠٨ هـ = ١٩٠٩ – ١٩٨٨م) مترجم أفلام رائد.



(١) موسوعة أعلام فلسطين ٢٣٨/١؛ دليل كتاب فلسطين
 ص ٣٧، موسوعة أعلام الفكر العربي ص٩٩.

تخرج من كلية الهندسة بمصر، سافر إلى باريس وحصًّل هناك الماجستير في تخصصه، أول من قام بطبع الترجمة على الأفلام بكل نوعياتها في الشرق الأوسط، وترجم آلاف الأفلام الأجنبية، وانفرد بهذا العمل لمدة أربعين عاماً. وهو أول من تمكن من طبع الترجمة على أفلام 17 ملم في العالم(٢).

أنيس فرنسيس الخوري (١٣١٢ - ١٣٩٦ه = ١٨٩٤ - ١٩٧١م) (تكملة معجم المؤلفين)

أنيس فريحة (١٣٢٠ - ١٤١٣ هـ = ١٩٠٢ - ١٩٩٣م) أديب وباحث شعبي مبغض للفصحي.



ولادته في بلدة رأس المتن بلبنان، درّس في مدرسة أنشأتما الجمعيات التنصيرية لتعليم الأجانب اللغة العربية، حصل على المكتوراه في العلوم السامية من جامعة شيكاغو، ومارس إلى جانب الأدب اللدريس بالجامعات، حيث عمل أستاذا بالجامعة الأمريكية في بيروت وجامعتي فرانكفورت وكاليفورنيا، ودرّس في النجف أيضاً. وقد تَميّز ببحوثه في التراث الشعبي اللبناني، ومؤلفاته باللهجة العامية والدعوة العامية والدعوة اليها مكتوبة بالحرف اللاتيني، وكتب موضوعه المشهور: (هذا الصرف وهذا

يرى حاكماً عسكرياً سياسياً يفرض العامية على العرب!! من مؤلفاته: اسمع يا رضا، أسماء المدن

النحو أما لهذا الليل من آخر؟). وتمنى أن

من مؤلفاته: اسمع يا رضا، أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيها، الأمثال اللبنانية، سوانح من تحت الخروبة، معجم الألفاظ العامية وردها إلى أصولها السامية، نحو عربية ميسرة، دراسة اللهجات دراسة علمية، الخط العربي: نشأته ومشكلاته، الفكاهة عند العرب، تبسيط قواعد اللغة العربية، أسماء الأشهر العربية وتفسير معانيها.

وكان موضوع رسالته للماجستير من جامعة شيكاغو: أبو الفرج ابن العبري ١٢٢٦ - 1٢٨٦ الله المكتوراه: الجذور الرباعية الساميات. وله كتب أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين) (الكلفية).

أنيس محمد منصور (۱۳٤٣ - ۱٤٣٢هـ = ۱۹۲۴ - ۲۰۱۱م) مفكر وكاتب موسوعي.



من مواليد مدينة المنصورة بمصر. حصل على إجازة في الفلسفة من كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول في القاهرة، وعين معيدًا في كلية الآداب بجامعة عين شمس، ثم تفرَّغ للعلم بالصحافة، وعيِّن رئيسًا

(٣) الراصد ع ٢٧ ص ٨٨ (١٩٩٣م) نقلًا عن النهار ١٩٩٢/١/٢٤ والسفير (بالتاريخ نفسه)، الفيصل ع ١٩٤١ (شبعان ١٤١٣ه) ص ١٤١، أعلام وأقزام ٢٧٣/١.

(٢) أعلام مصر في القرن العشرين ١٣٥.

لجلس إدارة المعارف، ورئيسًا لتحرير محلة أكتوبر عام ١٣٩٦هـ (١٩٧٦م)، ورئيسًا لتحرير مجلة وادي النيل عام ١٤٠٥هـ (١٩٨٥م). وبحلة الجيل، وبحلة آخر ساعة، وروز اليوسف. وقد عمل أولًا في مؤسَّسة أخبار اليوم ثم تركها إلى الأهرام. وكان عضوًا في جمعيات ومحالس عديدة، منها مجلس الشورى، وجمعية الرحلات الأمريكية، والمحلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون، ومراسلًا لجمعية أصدقاء شكسبير بأستراليا، وسافر إلى كلِّ البلاد العربية، وجل البلاد الغربية. وكتب في أنواع العلوم والفنون، وبرع في كتابة المقالة الصحفية القصيرة والمعبّرة، بل والمميّزة والمثيرة، مع دقة في الملاحظة، ووفرة في المعلومات، وخفة في الروح، وجمال في العبارة. وكتاباته مزيج من الأدب والفلسفة والشاعرية والفكاهة، وله إنتاج غزير متنوع، في القصة والرواية والرحلة والعلم والحضارة والفلسفة والفلك والتاريخ والفن والسياسة والنقد والتحليل، وتُرجمت كتب له إلى أنواع اللغات. وأثار قضايا وآراء ومعارك فكرية وثقافية عديدة، وتتناقل الحرائد والمحلات كتاباته، بل وينشر عموده اليومي في أكثر من دورية. وكان ذا علاقة وطيدة بأستاذه عباس محمود العقاد، ولكنه يحبُّ طه حسين حبًا جمًّا. واقترب كثيرًا من الرئيس أنور السادات ومشروعه الاستسلامي مع الكيان الصهيوني، ودافع عنه بشدة، وبالغ في صبِّ الكلمات المهينة والبذيئة على العرب الذين رفضوا خطة خطته، وكان له أصدقاء من اليهود الكبار، وله (واسطة) عند المسؤولين منهم، وامتلأ سجلُّه باللقاءات (الحميمة) مع الإسرائيليين في القاهرة، وكان يفخر بمواقفه تلك، ويدعو إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني علنًا! وبقى على ذلك ... وكان نهمًا في القراءة، يطالع بشكل لا يتصور، ويكتب دائمًا! وكان يجيد عدة لغات ويقرأ بها، ويكتب

بروح ساخرة! ويتوجه إلى النخبة، وإلى رجل الشارع! وله ذكريات دوَّها، وقد تابعت عموده (مواقف) سنوات، واستخلصت منها مقالًا بعنوان (أنيس منصور والإسلام) نُشر في بحلة البيان آنذاك، وتوصلت إلى أن إيمانه ليس صافيًا، وأنه أقرب إلى (إيمان الفلاسفة) كما يقول سلفنا، وإن كانت فيه عاطفة إسلامية، بل ذكر في لقاء أنه مسلم ونطق بالشهادتين، وأنه يتحدّى أي شخص يأتي بكلمة واحدة كتبها ضدًّ الإسلام. ثم بيَّن أن العلة هو تفسير القرآن فقهيًا وشرعيًا وليس معرفيًا وثقافيًا، وأنه ينقد النص القرآني لكنه لا يعني خروجًا عليه! (ينقد كلام ربِّ العالمين...؟!). وأثنى على محمد أركون ومفهومه للنص القرآني وتحليله (وهو أكبر وجه علماني في العالم) (الأهرام ع ٤٣٦٩١). وهذا من أوضح تناقضاته وتلفيقاته ولمزاته، ومن ذلك أنه هاجم سلمان رشدي في الصحف المصرية، ثم كان يقول ضاحكًا إنه وقّع البيان العالمي بالدفاع عنه بالفاكسميلي وهو في المدينة المنورة في ضيافة الحرس الوطني السعودي! وذكر أنه كان يدعو للفلسفة الوجودية مدرسًا وكاتبًا، وأن الشيخ محمد أبا زهرة هاجمه وظنَّ أنه قبطي! بل كان يستهزئ بشعائر من الدين لا تعجبه ولا توافق مزاجه، ويذهب إلى الكهَّان والعرَّافين ويصدِّقهم، وقد ذهب إلى كاهنة يهودية وحدَّر السادات بقولها إنه سيُقتل في سنة كذا، فردَّ عليه إن الأعمار بيد الله. ومضى إلى وزير الداخلية فأخبره أن الكلام لا ينفع مع السادات فاحموه... وهو يخلط الحدُّ بالهزل كثيرًا حتى لا يُعرف مذهبه ولا يحاكم! وكان يتضجّر من الدعاة ومن الفتاوى الفضائية كثيرًا جدًا ويدعو إلى وقفها. كما يتهكم من عودة الفنانات إلى الالتزام بالدين. وتعرَّض أكثر من مرة لأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم

مما بدا جهله وغفلته عن علومه الكثيرة المنضبطة، بل لاحظت جهله بالإسلام ونظامه، بل كان يفتخر بأنه ما كان يُعرف أنه مسلم، وأن الكثيرين كانوا يظنونه قبطيًا، وأن صديقه الحميم كمال الملاخ (القبطي) بقى معه (٨) سنوات وهو لا يعرف أنه مسلم، وأنه لم يحاول أن يبيِّن له إسلامه! ويفهم من هذا أنه ما كان يصلى ولا يصوم! وقال بالحرف «كان الملاخ صديقي ولم ننفصل لا ليلًا ولا نحارًا ولا غداء ولا عشاء...». كما بدا رافضًا تطبيق الشريعة الإسلامية، فقد انزعج جدًا عندما نحح الإخوان المسلمون في الانتخابات، وقال ما نصه: «رفضنا حكم الشعب للشعب وقبلنا حكم التطرف الديني للسياسة والاقتصاد والحياة المدنية». ووصف الشعب المصري بالجهل لأنه اختار هذه القيادة! وقال: «إن الذين اختاروهم عبيد، وأنه هتك لعرض الديمقراطية.. الخ» ثم إنه غير رأيه في كلمات أخر، عندما قال نجيب محفوظ نفسه إن الإحوان لهم تاريخ في العمل السياسي، وأنحم شجنوا وعذَّبوا وصبروا وثبتوا وفشل غيرهم... وأنه يجب إعطاء فرصة لهم ليقدِّموا براجهم ومقترحاتهم.. وكان يستهزئ بآداب الإسلام، مثل الأكل باليمين، والدخول إلى الحمام بالرجل اليسرى وما إلى ذلك .. ومن هذا وغيره يتبين أنه لم يكن على عقيدة صحيحة في كلِّ ما كتبه عن الإسلام تقريبًا.. وأنه ما كان يحبُّ الثقافة الإسلامية، ولا الإعلام الإسلامي. وكان متزوجًا. ونباتيًا، لا يأكل اللحم. توفي يوم الجمعة ٢٣ ذي القعدة، ٢١ تشرين الأول (أكتوبر).





أتيس منصور.. رأس تحريرمجلة (أكتوبر) و (وادي النيل) وغيرهما

ونما كتب فيه وفي علمه وأدبه: أنيس منصور: حياته وأدبه/ مأمون غريب.

أنيس منصور مفكرًا وفيلسوفًا/ لوسى يعقو ب،

الردُّ على الصحفى أنيس منصور/ عبدالله زين الدين (وصدر أيضًا بعنوان: كتاب مفتوح: الردُّ على الكاتب أنيس منصور (عن الدروز).

دراسة عن مؤلفاته/ سيجال جورجي (كاتبة يهودية من الكيان الصهيوبي، رسالة دکتوراه).

دراسة عن أفكاره الأدبية والفلسفية والسياسية / رفعت فودة (دكتوراه). أدب الرحلات عند أنيس منصور: سماته وقيمته المضمونية/ رشاد السيد محمد (رسالة ماجستير - جامعة الأزهر بالإسكندرية، 17312).

وبلغت مؤلفاته أكثر من (۲۰۰) كتاب، منها: أعجب الرحلات في التاريخ، التاريخ أنياب وأظافر، حول العالم في ٢٠٠ يوم، الخالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (ترجمة؟)، عاشوا في حياتى، عبدالناصر المفترى عليه والمفتري علينا، في صالون العقاد كانت لنا أيام، لعنة الفراعنة وشيء وراء العقل، من أوراق السادات، الذين هبطوا من السماء، وجع في قلب إسرائيل، الوجودية، جمعية كل واشكر، ما لا تعلمون. ومؤلفات ومسرحيات وترجمات أخرى له ذكرت في

(تكملة معجم المؤلفين)(١).

أنيس المعشر ( \* \* \* - 473 / A? = \* \* \* - 7 \* \* 74?) (تكملة معجم المؤلفين)

أنيس المقدسي = أنيس الخوري المقدسي

أنيس ملحم جابر (4171 - 4 + 2 1 a = 0 + P1 - 7AP14) كاتب محام.



ولد في عالية بلبنان، وتلقى دروسه الثانوية فيها، ودرس سنتين في كلية الحقوق ببيروت، وعمل في دمشق مترجماً، وهناك أنشأ بحلة أدبية سماها «صدى العالم» استمرت من سنة ١٩٢٦ حتى سنة ١٩٢٩م يوم نال شهادة الحقوق، فاستقال من الوظيفة ولم يتابع الجحلة، وعاد إلى لبنان ليعمل في المحاماة، وكان ممثلاً لنقابة المحامين في عالية، وكتب في بحلة «العرفان».

صدر فيه كتاب بعنوان: أنيس ملحم (١) أعلام الأدب العربي المعاصر ١٦٧/٢، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٧٥، أعلام الصحافة في الوطن العربي ٣٦٣/١؛ الموسوعة العربية الميسرة ٢٥٦/١، أصنقاء إسرائيل في مصر ص ١٧٠، أعلام وأقرام ٨٦/٢،

الأهرام ع ١٩٢٤ (١/٥/٢١٤١هـ)، وع ١٩٦٦٤ ((A) ETY/11/TE) E071. By ((A) ETY/7/T7) العربية نت (١١/٢٤هـ).

جابر محامى عالية الأول . - بيروت: مطابع منير علم، [١٤٢٦هـ] ، ٢٠٠٥م. وفي سنواته الأخيرة انصرف إلى البحوث الدينية (الدرزية)، وقد طبعت مشيخة العقل بعضاً منها، وألف كتاب: منتجات روحانية، وأخيراً كتاباً عن ذكرياته سماه: مقتطفات وذكريات(٢).

أنيس منصور = أنيس محمد منصور

أنيسة محمود الحفني (F371 - 1721 = >177 - 1727) طبيبة أطفال ريادية.

من مصر، من مواليد برلين، نالت شهادة الذكتوراه في الطبّ من جامعة القاهرة عام ١٣٧٥هـ، زوجة نور الدين طراف (وزير الصحة، رئيس الوزراء)، أستاذة ورئيسة أقسام الأطفال في كلية الطبّ بجامعة القاهرة، رائدة طبّ الحساسية، إحدى رائدات طبّ الأطفال بمصر، وعملت طبيبة عستشفى الأطفال بأبي العريش، رئيسة الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، رأست المؤتمر الخامس عشر للربو الشعبي الذي نظمته الجمعية المذكورة. ماتت في ٢٧ ذي القعدة، ٤ نوفمبر.

وطبع لها كتاب: أمراض الحساسية: أصلها والوقاية منها(١).

إهاب حسن إسماعيل (\*\*\* - 17210? = \*\*\* - \*\*\* ) (تكملة معجم المؤلفين)

(٢) معجم أعلام اللروز ٣١١/١. وصورته عن معجم البابطين لشعراء العربية.

(٣) ۱۰۰۰ شخصية نسائية مصرية رقم ٦٩ (وفيه اسم والدها محمد، وهو خطأ، فإنما شقيقة أمينة المذكورة سابقًا)، ومعلومات من الأهرام، ومن الشبكة العالمية للمعلومات.

أوجست يان ويلم هويسمان (١٣٣٦ - ١٤٠٣ه = ١٩١٧ - ١٩٨٣م) مستشرق هولندي.

درس في أمستردام وأوترخت، حصل على الدكتوراه، ابتدأ حياته العملية في مكتبة جامعة ليدن، حيث أسهم مع فنسنك في وضع «المعجم المفهرس الألفاظ الحديث النبوي»، ثم سافر إلى إندونيسيا، وعاد بعد استقلالها عن هولندا. درس العربية والفارسية على يد كرامرز، قام بمعاونة هذا الأخير وعاد إلى العمل في مكتبة جامعة ليدن، وعيث خدمها قرابة ربع قرن. وتوفي فجأة في ٣٠ يوليو، ووجد على مكتبه الأوراق في ٣٠ يوليو، ووجد على مكتبه الأوراق الخاصة بدراسة لم تستكمل عن ابن تيمية. وهو مؤلف كتاب المخطوطات العربية في العالم، المطبوع في ليدن عام ١٩٦٧ م (١٠)

#### أورخان محمد علي (١٣٥٦ - ١٣٦١ه = ١٩٣٧ - ٢٠١٠م) مهندس مدني وكاتب ومترجم إسلامي.



من مواليد مدينة كركوك، من عائلة تركمانية، حصل على الماجستير في الهندسة المدنية من إستانبول، كما تخرَّج في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة المستنصرية، وتعيَّن مهندساً في وزارة الإسكان والتعمير، وشارك في إنجاز العديد من المشاريع الكبيرة في بغداد، وكان يحب القراءة والمطالعة، وكتب عن المذاهب الاقتصادية ومذهب التطور،

(١) طبقات المستشرقين ص ٢١٦.

 (۲) موقع رابطة أدباء الشام (ربيع الآخر ۱٤٣١هـ)،
 موسوعة أعلام العراق ۲٦/۲، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ۲۸/۱.

ونشر العديد من المقالات في الصحف العراقية. وترجم كتباً من اللغة التركية إلى العربية، وكذلك من الإنجليزية، ثم ألَّف وصنَّف، وتوفي يوم الاثنين ٢٤ صفر، ٨ شباط.

وله كتب، منها: نظرية التطور ليست ثابتة، مناقضة علم الفيزياء لنظرية التطور، سعيد النورسي: رجل القدر في حياة أمة، السلطان عبدالحميد الثاني: حياته وأحداث عهده، قصة حزب الرفاه، البابا الذي رجم حتى الموت.

وعما ترجمه عن التركية: الانفجار الكبير أو مولد الكون، الإيمان من نافذة العقل، معجزة خلق الإنسان، أسئلة العصر المحيرة، أضواء قرآنية، النبي المرتقب، الفرصة الأخيرة، قصص قصيرة، وله مؤلفات أخرى وترجمات عن التركية والإنجليزية ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(").

# أومبرتو ريتستانو (۱۳۳۲ - ۱۶۸۱ه = ۱۹۱۳ - ۱۹۸۰م) كاتب إيطالي، من أبرز المستشرقين في

ويرد اسمه: أمبرتو ريزيتانو.

العصر الحديث.

وهو من مواليد الإسكندرية، درس في القاهرة، ثم في روما، عاد إلى القاهرة ليدرس على طه حسين وأحمد أمين وأمين الخولي. عمل مدرساً في جامعات القاهرة وميلانو وروما، وانتدب أستاذاً في جامعة عين شمس، واستقر في باليرمو أستاذاً لكرسي الدراسات الشرقية في جامعتها، وظل في عمله الأخير حتى وفاته.

من مؤلفاته: ماضي الدراسات الصقلية وحاضرها، دليل الطالب العربي في قواعد

اللغة الإيطالية، الحضارة العربية في صقلية، تاريخ الأدب العربي، تاريخ العرب من الجاهلية إلى اليوم، النبي محمد (بالفرنسية)، محمد النبي ورجل الدولة، الإدريسي (القسم المتعلق بجغرافية صقلية وإيطاليا)، تاريخ وحضارة صقلية زمن الفتح العربي.

وترجم الكتب التالية إلى اللغة الإيطالية: زينب/ محمد حسين هيكل، ألف ليلة وليلة (الجزء الرابع)، أهل الكهف/ توفيق الحكيم، الأيام/ طه حسين، الأنثى الخالدة/ إبراهيم المصري، القسم المتعلق بصقلية وإيطاليا في «جغرافية الإدريسي».

ونشر طبعة جديدة من «المكتبة العربية السعلية» لميشال آماري (جزءان من النصوص العربية وجزءان من الترجمة الإيطالية)، وأشرف على مجموعة من الترجمات من الأدب العربي الحديث إلى الإيطالية، ونشرها المعهد الشرقي في روما، وقد صدر منها عدة بحلدات. وأسهم في الموسوعة الإسلامية وموسوعات علمية أخرى. (٣).

# أوهان (۱۳۳۱ - ۱۳۲۲ه؟ = ۱۳۱۳ - ۲۰۰۱م) فنان مصور، خبير صيانة السينما.

اسمه الكامل: أوهانيس هاجوب كوستنيان. ويكتب بألفاظ أخرى مقاربة.



(٣) عالم الكتب مج ١ ع ٣ (عرم ١٠٠١هـ)، للستشرقون/ نجيب العقيقي ٤٦٣/١٤، الحياة الثقافية (تونس) (جمادى الأولى والآخرة ١٠٤٠هـ) ص ١٠١٠ الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا/ ميشال جحا، ص ١٠٢.

ولد في القاهرة من أصل أرمني، ظهرت مواهبه في سنّ مبكرة بالعبث بالآلات وفكها وتركيبها. وفي سنّ العاشرة قام بصنع آلة عرض صغيرة، وفي الإسكندرية تمكن من صنع آلة تصوير صامتة للسينما عام ١٩٣٥م وعمره ٢٢ عامًا، أحد مؤسّسي أستوديو الأهرام، قام بدور كبير في تصنيع وصيانة معدات التصوير والصوت في الاستديوهات بمصر، وفي عام ١٩٤٨م أنشأ استوديو رامي، كما أنشأ ٩ دور عرض في نيجيريا بجميع مستلزماتها، صاحب ابتكارات مهمة في صناعة السينماء آخرها آلة لتحويل شريط الفيديو إلى شريط سينمائي. وصوَّر ١٣ فيلمًا روائيًا طويادً وشرائط صغيرة، كما مارس الإخراج السينمائي. وكان يمتلك مكتبة ثرية وكبيرة، أهديت مكتبته السينمائية والمعدات التي يحتفظ بها إلى مكتبة المركز القومي للسينما، ووضعت بحوار مكتبة المخرج أحمد كامل مرسى. مات في شهر صفر، آذار (مارس)<sup>(۱)</sup>.

أبو إياد = صلاح خلف

أياجودين أحمد = عياض الدين أحمد

إياد إبراهيم القطان (١٣٦٢ - ١٤٢٧ه؟ = ١٩٤٣ - ٢٠٠١م) باحث ومستشار إعلامي.



ولد في عمّان، حصل على إجازة في الآداب من الجامعة الأردنية. أكمل دراساته العليا في جامعة أدنيره بأسكتلنده. عمل في بحال تطوير القوى العاملة بالخليج، عمل على إنشاء أنظمة تأهيل الخريجين في الشركة البريطانية للبترول ببحر الشمال، عاد صحفياً وكاتباً ومحللاً سياسياً وباحثاً في مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية، وفي محال التطوير التربوي بالجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجياء مدير عام المركز الثقافي الملكي، مدير عام دائرة المطبوعات والنشر، أمين عام لوزارة الأعمال، مستشار في رئاسة الوزراء، مدير المركز العربي الدولي للدراسات الإعلامية، رئيس تحرير صحيفة «المشرق الإعلامي»، عضو منظمة العفو الدولية، وكانت تشغله مسائل أساسية أربع في حياته، هي: الحرية، الديمقراطية، المؤسسية، سيادة القانون.

صدر له بعد وفاته بدعم من جامعة فيلادليفا: الديمقراطية التائهة. ونشر مذكرات والده في جريدة «الرأي» العام في ١٣ حلقة، ثم نشرت في كتاب(١٠).

إياد أحمد صوالحة (١٣٩٢ - ١٤٢٣ه = ١٩٧٧ - ٢٠٠٢م) قائد مجاهد.

(۲) وترجمته من کتابه.



من كفر راعى في قضاء جنين، درس في كلية قلنديا للتدريب المهني، والتحق بحركة الجهاد الإسلامي، وجناحها العسكري (سرايا القدس) قبل تفجُّر انتفاضة الأقصى، ونشط في الجهاد والعمليات العسكرية، وصار زعيم الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في منطقة جنين، ونقَّذ عمليات عدَّة داخل الكيان اليهودي، وأسفر عن مقتل (٣٢) صهيونيًا، بينهم (٢٥) عسكريًا، بحسب إفادة العدو، وصار هدفًا له، ونقَّذ أكثر من حملة على جنين للقضاء عليه، ودهم منزله مرات، واعتقل والدته المسنة، وشقيقته، للضغط عليه ليسلم نفسه، ولكنه أبي إلا المواجهة لنيل الشهادة. حاض اشتباكاً عنيفاً ضد وحدتين صهيونيتين، اللتين حاصرتاه في جنين، وألقى باتجاههم عدداً من القنابل رافضاً الاستسلام، حتى لقى ربه شهيداً، قبل فجر يوم السبت ٥ رمضان، ٩ نوفمبر (۳).

**إياد أحمد العزِّي** (۱۳۸۲ - ۱۶۲۱ هـ = ۱۹۹۲ - ۲۰۰۵م) داعية ومفكر إسلامي.



(٣) الوطن ١٤٢٣/٩/٥هـ، منتديات هدي الحياة
 ١٠/٨/٢١ م، المركز الفلسطيني للإعلام (بيان استشهاده لسرايا القدس).

(١) الأهرام ٢٤/٣/٢٤ ، ٢م، قطعة من جريدة غير موثقة في موققة في موقع مكتبة الإسكندرية من تحرير رضوى عادل، استفلت منها في شهر ربيع الأول ٤٣٤ ١ه، ومثله في صحيقة اليوم السابع ٢٠١١/١/٤ وأن توثيق سيرته ورد في بحلة ذاكرة مصر المعاصرة، العدد الرابع، دون بيان سنة النشر، وركما للقصود ٢٠١١.

ولد في محافظة ديالي بالعراق، حصل على إجازة في هندسة الإنتاج والمعادن، وعمل ق بحال تخصصه، ثم نال إجازة في الشريعة من جامعة بغداد، وتأثر بدعوة الإحوان المسلمين، وأسرته شخصية الإمام حسن البناء ثم وعظ وخطب ودعاء وانشغل بالقرآن الكريم قراءة وتدبرًا ودعوة إلى تحكيمه، ودرس السنة النبوية الشريفة واستخلص منها الدروس والعبر، وانطلق داعية إلى القرى والأرياف، وإلى أماكن لا تصلها الدعوة، وشارك في مؤتمرات داخل القطر وخارجه. وكان كريمًا جدًا، يعطى كل ما عنده! واسع الصدر، يُتعب نفسه في الدعوة والحركة والتربية إلى حدِّ الإعياء. ولا يخشى في قول الحق أحدًا. وقد هبَّ مع إخوائه العاملين لنصرة الإسلام بعد الغزو الأمريكي للعراق، فكانت له صولات وجولات مع المحتل، وكان عضو المكتب السياسي للحزب الإسلامي، ومسؤول مكتب العشائر فيه، وعضوا سابقاً في الجمعية الوطنية المؤقتة، وكان من أكثر المرشحين شعبية في الأنبار وبعض مناطق بغداد وديالي، نعاه الحزب بقوله: «كان مصباح نور وهاج، يدعو إلى الله على بصيرة، ويحمل معه هموم دينه وأمته ووطنه، لا يعرف الكلل ولا الملل، ولا يخشى في الله لومة لائم».

قُتل من قبل مجموعة مجهولة بعد عودته من حملة انتخابية في أبي غريب غرب بغداد، مساء الاثنين ۲۷ شوال، ۲۸ نوفمبر (تشرين الثاني).

صدر له من الكتب بعد وفاته: قدر ورجال، نصرة الدين: الفريضة الغائبة(١).

إياد شاهين (١٠٠٠ – ١٤٣٤ه = ١٠٠٠ – ٢٠١٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

**إياد محمد حردان** (۱۳۹۱ – ۱۲۲۱ه = ۱۹۷۱ – ۲۰۰۱م) قائد مجاهد.



بدأ مسيرته الجهادية وهو في الخامسة عشرة من عمره، وكان من تلاميذ القائد عصام براهمة، وشاركه في عدد من العمليات، وصار قائد الجناح العسكري للجهاد الإسلامي في شمال الضفة الغربية، ولاحقته أجهزة الأمن اليهودية مدة ثمانية أعوام، واعتبرته المطلوب رقم واحد، ونسبت إليه القيام بالتخطيط لعمليات عسكرية وإعداد متفجرات، وقد نقد وأشرف على عمليات موجعة في العمق الإسرائيلي، وقتل وجرح وغنم، وسُجن مرات ولسنوات، من قبل اليهود ومن قبل السلطة الفلسطينية، وتعرّض لأقسى أنواع التعذيب من قبل السلطة، وعاني من آلامه حتى يوم استشهاده، وقد اغتالته يهود في حتى يوم استشهاده، وقد اغتالته يهود في حين ومن أبيل (٢٠).

# إيان كنيسون (١٣٣١ – ١٤٣٤هـ = ١٩١٣ – ٢٠١٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

 (۲) حريدة العالم الإسلامي ع ۱۷۱۳ موقع سرايا القلس:
 الإعلام الحربي ۷/۱/۱، ۲، ۲۹ ملتقى الشهيد القائد أبو مرشد ۷/۲/۱۷ مرم.

إيجور بيليايف (۱۶۱۰ – ۱۹۹۳ه = ۲۰۰۰ – ۱۹۹۳م)

كاتب ومستشرق روسي.
أحد أكبر المتخصصين في شؤون الشرق الأوسط. وهو أحد مؤسسي لجنة معاداة الصهيونية التي قامت بدور كبير من أجل غييد النطرف اليهودي. عمل مراسلا صحافياً في عدد من البلدان العربية، وكتب في عدة صحف عربية، وشارك يفجيني برعاكوف رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية في تأليف كتاب عن مصر في عهد الرؤيس جمال عبدالناصر(٣).

إيريس حبيب المصري (١٣٢٨ - ١٩١٥ه = ١٩١٠ - ١٩٩٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

إيزوتسو توشيهيكو (۱۳۳۲ - ۱۹۱۶ه = ۱۹۱۶ - ۱۹۹۳م) عالم لغوي مستعرب.



ولد في طوكيو لأب ثري، وتلقّى منه تعاليم البوذية. نال إجازة في اللغة الإنجليزية من جامعة كيثو، وتعلم العبرية ليتسنّى له قراءة التوراة، كما تعرّف على النصرانية، وتعلّم اللغة العربية وقراءة القرآن. كما تعلم عشر لغات بمفرده، بل أتقن أكثر من (٣٠) لغة،

(٣) الفيصل ع ١٩٨ ( ذو الحجة ١٤١٣هـ) ص ١٤٤.
 رفعل الصحيح في شهرته (بيلاييف).

والتحق بمعهد العالم الإسلامي في طوكيو، ثم بمعهد الشرق الأدنى، وعمل مترجمًا في الجيش الياباني للعربية ولغات آسيا الوسطى، وعمل أستاذًا لفلسفة اللغة في جامعة كيئو، ونشر أول ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى اليابانية عام ١٣٧٨هـ (١٩٥٨م)؟، كما درّس في كندا وإيران. وكان معظمًا للقرآن الكريم، وللتصوف الإسلامي، وأسس علمًا يدرس دلالات ألفاظ القرآن وسماه «علم دلالة الرؤية القرآنية». ومال في آخر حياته إلى التصوف الذي يوحد بين الأديان، ونقل إيرانيون وتلامذة له مسلمون أنه أسلم. توفي يوم الخميس ١٢ عمرم، الأول من شهر يوليه.

صدرت أعماله الكاملة باليابانية في (١١) علدًا، ومؤلفاته ومقالاته ذات طابع فلسفي ولغوي، وتنتمي إلى حقل الأديان المقارنة، ونُشر أغلبها باليابانية والإنجليزية، ولم يترجم منها إلى العربية سوى ثلاثة الكتب الأول فيما يلى من كتبه، وهى:

المفهومات الأحلاقية الدينية في القرآن، الله والإنسان في القرآن: علم دلالة الرؤية القرآنية للعالم، مفهوم الإيمان في علم الكلام الإسلامي: تحليل دلالي للإيمان والإسلام (ترجمها عيسى على العاكوب)، ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة اليابانية، هيكل الشروط الأخلاقية في القرآن، وحدة الوجود والخلق الأبدي في التصوف الإسلامي، الخلق والترتيب الأبدي للأشياء: محاولات في الفلسفة الصوفية الإسلامية، الصوفية والطاوية: دراسة مقارنة للمفاهيم الفلسفية الرئيسية: ابن عربي ولاو تزو شيانغ تزو، نحو فلسفة زن البوذية، الداخلي والخارجي في زن البوذية، الكوآن زن: محاولات على زن البوذية، في صور: طرق الشرق الأقصى من التفكير، نظرية الجمال في الجماليات الكلاسيكية من اليابان، اللغة والسحر: دراسات في الوظيفة السحرية للغة، مفهوم

وحقيقة الوجود(١).

إيفا = حواء ميروفيتش

إيفا بدر مالك (۱۳۳۳ - ۱۹۰۸ هـ ۱۹۱۴ - ۱۹۸۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

إيفلين رياض = إفلين رياض

إيلان هاليفي (١٣٦٢ - ١٤٣٤ هـ = ١٩٤٣ - ٢٠١٣م) مناضل (فلسطيني) يهودي يساري.



ولد لعائلة يهودية في مدينة ليون الفرنسية، اعتبر نفسه يهوديًا عربيًا، عارض الصهيونية بانتمائه إلى منظمة مآفاك (النضال) الإسرائيلية اليسارية المتطرفة، وشارك في حركات فلسطينية إسرائيلية مشتركة كثيرة مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، ونقد اليمين الإسرائيلي بشدة، كما التحق بصفوف حركة التحرر الوطني الفلسطيني (فتح) وقوات الثورة الفلسطينية، وحصل على عضوية مجلسها الثوري، ومثِّلها في منظمة الاشتراكية الدولية، وشغل منصب مستشار ثم نائب وزير الخارجية نبيل شعث بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وشاركها في محادثات السلام بمدريد، وقد عمل في الإعلام الخارجي مع خليل الوزير، وشهد معه حصار طرابلس الشام، وشارك

(۱) مماكتبه كبير بن عيسى ونشر في شبكة الألوكة بتاريخ
 ۱٤٣٥/۱/۱۷هـ موقع حسان ۲۰۱۰/۳/۹م.

في تأسيس محلة الدراسات الفلسطينية، ونعته حركة فتح يوم الأربعاء ١٠ تموز (يوليه).

كتبه، التي تُرجم بعضها إلى العربية: إسرائيل من الإرهاب إلى مجازر الدولة، بيروت في مواجهة الحرب، رحلات الذهاب والعودة، المسألة اليهودية، تحت إسرائيل هناك فلسطين (٢).

إيلي جوزيف حبيقة (١٣٧٦ - ١٤٢٢هـ = ١٩٥٦ - ٢٠٠٢م) وزير، مخبر، حزبي.



من بلدة القليعات بلبنان، بدأ حياته الحزبية عام ١٣٩٣هـ (١٩٧٣م) بانتسابه إلى حزب «الكتائب اللبنانية»، وبرز اسمه إثر حصول الجحازر في مخيمي صبرا وشاتيلا للفلسطينيين عقب دخول القوات الإسرائيلية إلى بيروت أثناء اجتياحها للبنان عام ١٤٠٢هـ (١٩٨٢م)، حيث وجهت أصابع الاتحام إليه وإلى الكيان الصهيوبي بارتكابحا، إذ كانت الدولة اليهودية تقيم علاقات متينة مع ماكان يسمى حلال الحرب اللبنانية بالمعسكر المسيحى الذي كان يجمع كل الأحزاب والقوى المسيحية في جبهة تواجه الفصائل الفلسطينية والأحزاب اليسارية اللبنانية، تميَّز بنجاحه في العمل المخابراتي، فأمسك بكل مفاصل ميليشيا القوات اللبنانية، وفي

<sup>(</sup>٢) وكالة معا الإخبارية ٢٠١٢/٧/١٠م.

تطورات متلاحقة غمَّى قدرات حزبه الذي سماه لاحقاً «حزب الوعد»... ووقف إلى جانب دمشق ضد ميشيل عون، وعندما بسطت الدولة اللبنانية سلطتها كان حذراً، ثم عين عام ١٤١٠ هـ وزير دولة، فنائباً عن دائرة بيروت الأولى، ثم أسندت إليه حقيبة شؤون المهجّرين، ثم عين وزيراً للموارد المائية والكهربائية، فوزيراً للشؤون الاجتماعية و المعوّقين، وفي يوم ١٠ ذي القعدة (الموافق المعرّقين، وفي يوم ١٠ ذي القعدة (الموافق سيارة مفخخة فجّرت لاسلكياً لدى مروره في أحد شوارع بيروت(١).

#### إيلي شفيق قاعي (۰۰۰ – ۱۲۲۷ه؟ = ۰۰۰ – ۲۰۰۱م) إعلاني.

من بلدة «بيت شباب» في لبنان، أحد مؤسِّسي ورئيس المنظمة الدولية للإعلان، عضو مؤسِّس في الجمعية اللبنانية المارونية بريطانيا<sup>(۱)</sup>.

#### إيليا حريق (١٣٥٣ - ١٤٢٨ه = ١٩٣٤ - ٢٠٠٧م) كاتب وباحث سياسي.

من بلدة الشوير في قضاء المتن بلبنان. حاصل على شهادة الدكتوراه في علم السياسة من جامعة شيكاغو بأمريكا عام ١٩٦٤م، درّس في جامعة إنديانا، وعمل مديرًا لمركز موارد الديمقراطية العالمية بها، كما درّس في جامعات لبنانية وغيرها. وكان مسؤولًا عن مركز الأبحاث الأمريكية

(١) الشرق الأوسط ع ١٤٥٩، (١١/١١/١١) هـ)، دليل
 الإعلام والأعلام ص ٤٢٣، المختمع ع ١٤٨٩ ص ٣٠٠ المجلة ع ١٤٨٩ ص ١٣٠ ملحق موسوعة السياسة
 ص ٣١٤.

(٢) قرى ومدن لبنان ٦٤/٣.

بالقاهرة، ووجَّه دوائر أكاديمية في علوم السياسة والاقتصاد بعد تقاعده.

كتب بالعربية والإنجليزية في السياسة والديمقراطية والاقتصاد، وخاصة فيما يتعلق بلبنان، وكتب عددًا وافرًا من المقالات في محلات بأمريكا وخارجها. وتوفي بولاية

وعما صدره له من كتب: من يحكم لبنان؟، العرب والنظام الاقتصادي المدولي الجديد (بالمشاركة)، التحول السياسي في تاريخ لبنان الحديث، الديمقراطية وتحديات الحداثة بين الشرق والغرب، سياسة الاقتصاد الإصلاحي في مصر، توزيع الأراضي في الريف المصري، التعبئة السياسية للفلاحين المصريين، السياسات والتغيير في المجتمع التقليدي اللبناني.

وشارك في تأليف: الخصخصة والليبرالية في منطقة الشرق الأوسط، السياسات المحلية والتطور في الشرق الأوسط (٢٠).



إيليا أبو شليد (١٣٥٣ - ١٤١٩ه = ١٩٣٤ - ١٩٩٨م) شاعر زيخال.

(٣) موقع مرافئ (خاص بالجلس العراقي للسلم والتضامن)

إثر وفاته، الحركة الثقافية - أنطلياس ١١/٤/٢٠م.

من المطيلب بقضاء المتن في لبنان، هاجر إلى غانا مرتين، عاد إلى بلده ليصدر مجلة «الموسم» عام ١٣٨٦ه (١٩٦٦م)، تأرجح شعره بين الفصحى والعامية فقيل إنه رائد المدرسة الثالثة في الشعر اللبناني! قدَّم برامج إذاعية، أحيا أمسيات شعرية في لبنان والخارج، غنى أشعاره مطربون، كرَّمه «صالون العشرين» بجعله آخر رئيس له في القرن العشرين، بجعله آخر رئيس له في القرن العشرين! وكان انتماؤه إلى الحزب القومى السوري.

ومماكتب فيه:

إيليا أبو شديد شاعر المغامرة/ جان م. صدقة، ١٤٠٧هـ.

إيليا أبو شديد شاعر عامي مبدع/ جورج طربية، ١٤١٢هـ.

له (١٢) ديواناً شعرياً، منها: ليالي النار، صوت المارد، ندم، خيمة عنكبوت. وصدر الجزء الأول من مجموعته الشعرية (١٠).

إيلين لوكاس (١٣٣٥ - ١٤٣٠هـ = ١٩١٦ - ٢٠٠٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

إيمان جمال مهنّا (١٣٨٢ – ١٤٢٥ه = ١٩٦٢ – ٢٠٠٤م) عالمة داعية.

(٤) أعلام الشعر العامي في لبنان ص ٣٤٥، الفيصل ع ٢٦١ (ربيع الأول ٤١٩ هـ)، قرى ومدن لبنان ١٠٤/٠، موقع شبكة المعلومات السورية القومية الاجتماعية (١٤٣٠هـ). وصورته من موقع: للحق والحقيقة.

من غزَّة، تخرَّجت في كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية، وحصلت منها على الماجستير في العلوم الشرعية، سافرت برفقة زوجها إلى أمريكا وحصلت على الجنسية هناك، واستوطنت الأسرة ولاية أريزونا. كرّست جهدها للتعريف بالإسلام والذبّ عنه، وكان لها دورها الفاعل في تعليم أبناء المسلمين والنساء المسلمات أمور دينهم وعقيدتهم، تتنقل بين المراكز الإسلامية، وتحاضر في الفقه والدعوة، والعقيدة، وكان لها حضورها في المؤتمرات والندوات والملتقيات الدعوية، وتلقى دروسًا في المساجد والمراكز الثقافية، وأسست مدرسة أكاديمية للدعوة في الولاية، هُدِّدت بالقتل من قبل جماعات «عينية متطرفة» يعني صليبية حاقدة، وفي صباح يوم الجمعة (٦) ذي القعدة، (١٧) ديسمبر، اقتحم «مجهولون» منزلها، ووجّهوا لها (٣٣) طعنة، نفذ منها إلى جنينها الذي تحمله في أحشائها وهو في شهره السادس، لتُقتل هي والجنين(١).

# إيمان سالم البهنساوي (١٣٨٥ - ١٤١٨ه = ١٩٦٥ - ١٩٩٧م)

كاتبه أطفال، داعية، محررة صحفية. ولدت في المنصورة بمصر، أقامت مع أسرتما في الكويت، وحصلت من جامعتها على إجازة في اللغة الإنجليزية. خبراتما في مجال الكتابة للطفل متعددة، كتبت في مجلات براعم الإيمان، وسدرة، وسعد، وجندي المستقبل. عملت محررة في مجلة سعد الكويتية للأطفال منذ عام ١٤١٤ه حتى وفاتما. وكانت جادة في عملها، تطوعت في العمل بلجنة تعريف الإسلام. وهي ابنة في العمل بلجنة تعريف الإسلام. وهي ابنة للستشار القدير سالم البهنساوي. توفيت يوم ٢٧ شعبان، الموافق ٢٧ كانون الثاني. ولها مؤلفات عديدة، معظمها مخطوطة، أو

(١) المستقبل الإسلامي ع ١٦٥ ( محرم ١٤٢٦هـ) ص ٣٣.

(٢) من أوراق أرسلها إلي واللها، رحمه الله.

أنها تحت الطبع، ومما هو مطبوع للكبار: هو مطبوع للكبار: التشكيك في الدين في روايات نجيب محفوظ ونظراته، أحياء رغم أنف الظالمين: مجموعة قصصية (وهو توثيق المأساوية حلال العراقي للكويت).

ومما ذكر لها تحت الطبع: مناهل السعادة، قليلاً ما تشكرون، كيف تكسب محبة الناس. تمادوا تحابوا، لتطمئن

قلوبكم (موضوع عن المعلم)، المرأة الخارقة ( عن دور المرأة وما تفعله)، أمهات مثاليات. ومما طبع لها من كتب الأطفال، من قصص مسرحيات وكتابات: زينة الطماعة، رامبو القوي، الأسد المخادع، يوم العيد، أبو الحلول يحل مشكلتي، غطاوي شعبية، حكاية فيل.ومنها ما هو تحت الطبع أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

# أيمن عبدالرسول ١٤٣٣ - ٠٠٠ - ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

أيمن عدنان حلاوة (١٣٩٤ – ١٤٢١ه = ١٩٧٤ – ٢٠٠١م) قائد عسكري إسلامي.

العربين

# الانستاحية

نرحب بك آيتها المعلمة الحديدة كزصيلة ماحنت مدصديةة -- دها نحسر نمد المت اليدينا باكب صرحبين مدنفتي المت تعلوبنا . المخلصة ناصير --

مالمعلة " تبن كل زمية عدية على هذا الاختار المعنفد ، فيهذا إلعل ستاليد بادم الله أجر الديا راثر فرة .

قال سول إله صلى اله بية رسلم . د إن اله ملاتكة مأهل المسات والأرصم حتى النلة في عرها رحتى العرت ليعلومر على معلم الناس العرر 11

رماه الترمذى

د ا عام الهنسادى

إيمان البهنساوي (خطها)



ولد في نابلس. التحق بقسم الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة بجامعة بيرزيت، اعتقل خلال الدراسة ولم يكن بقي له من التخرج سوى شهر واحد، وقضى المخهاد، وأصيب، وأضحى مطاردًا من قبل الاحتلال، وكان قائدًا للجناح العسكري الحسام، الذي نكل بعملياته اليهود وأذاقهم العلقم، وأطلق عليه المهندسي كتائب العلقم، وأطلق عليه المهندس الثالث في العلقم، وأطلق عليه المهندس الثالث في العلقم، وأعلق عليه المهندس الثالث في العلقم، وقد تعرّض لتعديب شديد أثناء اعتقاله في سجن الجلمة، منها تعرّضه

للشبح المتواصل، والحرمان عن النوم، ومحاولة كسر الضلع أو الظهر، وسقط خلالها مغشيًا عليه مرات، واتحمته حكومة العدو بقتل عشرات الصهاينة وإصابة المئات منهم بجروح، وأنه وراء الهجوم الاستشهادي وأسفر عن مصرع (٢٣) بحندًا صهيونيًا. وكان أبحن خبيرًا في مجال صناعة المتفجرات، ووراء هجمات أخرى أسفرت عن مصرع (٢٨) مستوطنًا وإصابة أكثر من (٢٩٥) مستوطن آخر بجروح، وشارك في تفجيرات بالقدس، وقد استشهد وهو صائم عن طريق سيارة مفححة، مساء يوم الاثنين ٥ شعبان، ٢٢ أكتوبر (١٠).

أيمن محمود التهامي (۱۰۰۰ - ۱٤۲۸ = ۱۰۰۰ - ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

إيناس حسين عقيل ( ۰۰۰ – ۱٤۳۱هـ = ۰۰۰ – ۲۰۱۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

إيناس عبدالمجيد حسن (۱۰۰۰ - ۱٤٣٧ه = ۱۰۰۰ - ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

إيهاب بسمارك الصيفي (۱۰۰۰ - ۱٤۲۹ه = ۱۰۰۰ - ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

إيهاب حسن = إهاب حسن إسماعيل

(١) موقع كتائب القسام ٢٠٠١/١/٢٢م.

إيهاب صلاح الدين الشريف (١٣٧٤ - ١٤٢٦ه = ١٩٥٤ - ٢٠٠٥م) دبلوماسي.



من مصر، حصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة السوربون عن الثورة الإسلامية الإيرانية، أو ظاهرة «الإسلام الأصولي» وانعكاساتما، عمل في وزارة الخارجية مساعداً لنائب الوزير للشؤون العربية، ومستشاراً سياسياً في السفارة المصرية بدمشق، وفي الكيان اليهودي، وأخيراً في العراق، حيث أرسل إلى هناك رئيساً لبعثة رعاية المصالح المصرية بدرجة سفير أثناء الاحتلال الأمريكي لها، واختطفه مسلحون من أحد الشوارع التجارية ببغداد، وسمع من يقول منهم إنه «أمريكي قذر»، كما أفادت «الأهرام»، وقتلوه يوم الخميس أول جمادي الأولى، ٧ يوليو، ونسب ذلك إلى تنظيم القاعدة، وركزوا أثناء قتله على كونه سفيراً في الكيان المذكور، وأنه «موال لحكومة حليفة لليهود والنصاري»،

كان يحتفظ بأرشيف منظم في تخصصاته الدبلوماسية، ولا تفارقه آلة التصوير، وله عربية. له كتب في أدب الرحلات المصورة اكتمل صدورها في أربعة مجلدات نحو اكتمل صدورها في أربعة مجلدات نحو (فرنسا)، أوروبا الحلم والحقيقة (أوروبا)، المانيا اليوم: جولة في بلاد الفكر والإبداع، الهند: أسرار ومفاتيح، وكان لديه مشروع

إيهاب الليثي

كتاب في تجربته الدبلوماسية بالكيان

اليهودي(٢).

إذاعي عريق.

(1701 - 1874 = 1877 - 1701) منتج سينمائي.

من مصر، أنتج للسينما نحو (٤٠٠) فيلم، من أشهرها «المذنبون»، ومعظم الأفلام الكوميدية التي قام ببطولتها فؤاد المهندس وشويكار. صاحب شركة أفلام بالقاهرة. مات ولم ينجب، في يوم الاثنين ٢٠ ربيع الأول، ٣١ مايو<sup>(۱)</sup>.

إيهاب محمد عباس الأزهري (۱۳٤٣ - ۱۹۱۸ه = ۱۹۲۴ - ۱۹۹۷م)

حصل على إجازة من قسم اللغة الإنجليزية بالإسكندرية، تخرج من معهد التلفزيون، درّس، عمل بالإذاعة المصرية مذيعاً ومخرجاً في البرنامج العام، ثم بركن السودان، ثم كان مدير الركن، ومدير إذاعة الشباب، ووكيل وزارة للتخطيط باتحاد الإذاعة، ووكيل وزارة للتخطيط باتحاد الإذاعة، ووكيل وزارة المثقافة للعلاقات الثقافية الخارجية، حاضر في الفن الإذاعي، مثّل الإذاعة في مؤتمرات، وشارك في لجان، أمضى قرابة (٤٥) عاماً

وله كتب، منها: الإذاعة وبناء الإنسان، الكوكب الملعون، الناس على دين إذاعتهم، عزيزي خليفة الله، الكوميديا الإعلامية، وجدتما: كتاب علمي للجميع(أ).

في ميدان العمل الإذاعي، وهو صاحب

فكرة «على الهواء» الذي ظل على خريطة

الإذاعة أكثر من (٣٥) عاماً.

(۲) الأهرام ع ۳۳۳۱ (۲/۲/۲۲۱ه)، وما قبله وما بعده.

(٣) الأهرام ع ٤٢١٨٠ (١٤٢٣/٣/٢٠هـ).
 (٤) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص ٧٧، موسوعة أعلام مصر ص ١١٥، ألهال أعدام مصر ص ١٣٥، أهل الفن ص ٢٥٠ ص ١٣٥، أهل

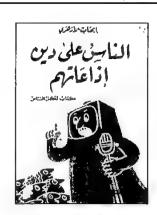

أيوب إبراهيم منصور (۱۰۰۰ - ۱۹۲۹ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

أيوب تاكر = محمد أيوب توكر

أيوب بن توفيق الخطيب (١٣٣٥ – ١٤٢٠ه = ١٩١٧ – ١٩٩٩م) عالم.



ولادته في مدينة سامراء، تعلم في المدرسة العلمية الدينية، من شيوخه والده، والشيخ عبدالوهاب البدري، ثم درَّس وأمَّ وخطب في الجامع الكبير بسامراء بعد وفاة والده، واختير رئيسًا لرابطة علماء محافظة صلاح الدين، وعضوًا في رابطة علماء بغداد، وفي العلمي والأعلى بوزارة الأوقاف، ونائبًا العلمي القاذ الجزائر، ورئيسًا للجمعية جمع التبرعات لفلسطين، ورئيسًا للجمعية الخيرية الإسلامية في سامراء. وتخرّج عليه العديد من العلماء الذين درسوا عنده، على مدى

خمسين عامًا من اهتمامه بالعلم. وكان بحلس وعظه مستمرًا طوال أيام السنة، من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب. وله نظم قليل، وفتاوى كثيرة، فقد قضى حياته والناس يستفتونه في أمور دينهم. توفي يوم الأثنين ٢٤ محرم، ١٠ أيار(١).

أيو**ب حسين القناعي** (١٣٤٩ – ١٤٣٥ هـ = ١٩٣٠ – ٢٠١٣م) تربوي، فنان تشكيلي.



ولد في مدينة الكويت، تخرَّج في صفً المعلمين، ثم درَّس، وعمل مديراً مدة ثلاثين عاماً، واهتمَّ بالتراث الشعبي، والرسم، وشارك في معارض داخل الكويت وخارجها، وعمل في متحف الكويت وأشرف على تأسيسه عام ١٣٧٦ه (١٩٥٦م)، وله ما يزيد عن (٢٠٠) لوحة. توفي يوم الجمعة يزيد عن (٢٠٠) لوحة. توفي يوم الجمعة



أيوب حسين (لوحة له)

 (۱) مجلة التربية الإسلامية ع ٩ (تشرين ١٩٩٩م) نقلته من الموسوعة الحرة ٢٠١١/٣/٧٧م.

وأنحز من الكتب: مع الأطفال في الماضي، مع ذكرياتنا الكويتية، مختارات شعبية من اللهجة الكويتية، حولي قرية الأنس والتسلي، من كلمات أهل الديرة، التراث الكويتي في لوحات أيوب حسين الأيوب(٢).

أيوب صبري الخياط (١٣١٩ - ١٣٠١ه = ١٩٠١ - ١٩٨٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

أ**يوب عامر عامر** (1777 - 140*9 =* 1917 - 1974م) طبيب أسنان.

ولد في كفر الشيخ بمصر، حصّل الدكتوراه في حراحة الفم من جامعة بنسلفانيا، عمل في كليات الطبّ بجامعات السعودية والعراق والسودان وليبيا. دعا إلى تعريب طبّ الأسنان في مصر والعالم العربي، وأسهم في إنشاء قسم الأنثروبولوجيا في يتولى عمادة كلية طب الفم والأسنان يتولى عمادة كلية طب الفم والأسنان بحصر والعالم العربي، شارك بالمقم والأسنان بمصر والعالم العربي، شارك في مؤتمرات دولية، وكان صاحب مواهب متعددة، وهو صاحب مشروع إنشاء مركز دولي للأنثروبولوجيا. مات في شهر سبتمبر، دولي للأنثروبولوجيا. مات في شهر سبتمبر،

أيوب بن عباس القيسي (١٣٣١ - ١٤١٤ه؟ = ١٩١٢ - ١٩٩٣م) شاعر.

 (٢) شخصيات كويتية عادل محمد المبدالمغني (نقته من الشبكة العالمية للمعلومات)، وإضافات. وهو نفسه أيوب حسين الأيوب.

(٣) أعلام مصر في القرن العشرين ١٣٦، أطباء مصر كما
 عرفتهم ص ٩٧.

- اليونان - الرومان(١).

أبو أيوب المصري = عبدالمنعم عز الدين البدوي من بغداد، وتوظف في مديرية الاستهلاك، ثم في مديرية الحمارك، ومات عزباً.

صدر فيه كتاب بعنوان: الشاعر أيوب عباس/ إعداد خضر الولي.. بغداد، مداد ...

وله عدة دواوين مطبوعة، منها: دنيا، أيار الجيش، عرائس الجن، بوابة جهنم، الداء الماقع.

وله أيضاً: أشعة من جوزاء العرب: الفرس



من بعقوبة بالعراق، حصل على المتوسطة

(۱) معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ۳٤٧/۱، معجم المؤلفين العراقيين (١٦٥/١، معجم البابطين لشعراء العربية.

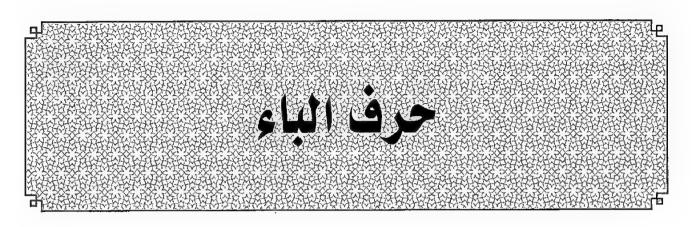

با مامادو إمباري (١٣٦٦ - ١٤٣٤هـ = ١٩٤٦ - ٢٠١٣م) رئيس موريتانيا المؤقت.



ولد في قرية والى ديئنتاج جنوب غرب موريتانيا، على الحدود مع السنغال. حصل على شهادة الطبِّ البيطري من أكاديمية العلوم الزراعية في كبيف بأوكرانيا. عمل رئيسًا لمختبر الثروة السمكية في ميناء نواذيبو الموريتاني، ومستشارًا فنيًا لوزير الصيد والاقتصاد البحري، رأس بلدية والى، وعيّن مديرًا عامًا لمناطق الحكم الذاتي من ميناء نواذيبو، ثم كان وزيرًا للصيد، وبعد الانقلاب على الرئيس معاوية ولد الطايع انتخب رئيسًا لمجلس الشيوخ عام ١٤٢٨هـ (٢٦ أبريل ۲۰۰۷)، ولما استقال محمد ولد عبدالعزيز من رئاسة المحلس العسكري الحاكم ليتمكن من الترشيح لانتخابات الرئاسة في ٦ يونيو ٢٠٠٩م، تولَّى المترجم له الرئاسة بصورة مؤقتة ليصبح بذلك أول رئيس (أسود) في موریتانیا، وتوفی یوم الخمیس ۲۸ صفر، ۱۰

ینایر<sup>(۱)</sup>.

بابا شارو = محمد محمود شعبان

بابا ضياء = محمد ضياء الدين بن عبدالصمد بيبرس

بابراك كارمل (۱۳۴۸ - ۱۹۲۷ هـ = ۱۹۲۹ - ۱۹۹۱م) رئيس أفغانستان الشيوعي.



من أسرة أرستقراطية تربطها علاقة قرابة بالأسرة الملكية. درس الحقوق، والتحق بوزارة التخطيط. اعتنق الماركسية في سن مبكرة، وناضل لأجل إقامة حكم اشتراكي. أسس حزب «برشام» التقدمي، وهو الحزب الماركسي الوحيد الذي أيد الجنرال محمود داود في الإطاحة بالملك ظاهر شاه. وبعد الانقلاب على الجنرال المذكور

 (١) الموسوعة الحرة ٢٠١٣/١/١٧م، موقع الديوان (إثر وفاته).

عينه الرئيس طرقي نائباً لرئيس الحكومة، وكان قد اندمج حزبه بحزبه، ثم أبعد وعين سفيراً في براغ، وأعيد ليحاكم، ثم حصل على اللحوء السياسي إلى تشيكوسلوفاكيا بتدخل من الاتحاد السوفيي. حلَّف الرئيس حفيظ الله أمين على رأس الدولة الأفغانية عام ١٣٩٩ه ، وكان يداً السوفيتي، حتى عام ٢٠١ه، وكان يداً للسوفيت، حارب الإسلام وأهله في سبيل للسوفيت، حارب الإسلام وأهله في سبيل المبادئ الماركسية اللينينية. مات في ١١ شعبان، ٢١ ديسمبر (١٠).

بابکر أحمد موسى (۱۳۲۲ - ۱۲۱۰هـ = ۱۹۲۴ - ۱۹۸۹م) مدرِّس أديب.

من مواليد أم درمان بالسودان. تخرَّج في كلية غردون، وتسلَّم فيها رئاسة الجمعية الأدبية، ثم ابتعث إلى بريطانيا في دورة تدريبية لتعلم طرق التدريس، فدرَّس الملك اللغة في ثانويات مدينته، كما درَّس العربية والتاريخ، وكان من تلاميذ الشيخ الطيب السراج، ومن عشّاق مدرسة الديوان، لغويًا، شاعرًا، مهتمًا بالأدب، وقدَّم لديوانه بقوله: "كنت مقد شرعت في نظم الشعر الحرّ في الصف قد شرعت في نظم الشعر الحرّ في الصف الأول من سنة ١٩٤٣م، ولم يكن هدفي في ذلك أن يكون بديلاً لعلم العروض الذي

(٢) موسوعة السياسة ٣٢/٥) التذكرة ٢/٠٥١.

اكتشفه وصاغه الخليل بن أحمد ". وشارك في مهرجانات شعرية، وحصَّل جوائز. طُبع ديوانه: في الظلال.

وله كتاب في التاريخ بعنوان: التركية والمهدية في السودان.

ومسرحيات طوال، من مثل: الفلاح الفصيح ومسرحيات أخرى، مسرح الجاحظ، ، الملهاة الأولى، الملهاة الثالثة(١).

بابكر البدوي دشين (١٣٥٥ - ١٤٢٩هـ = ١٩٣٧ - ٢٠٠٨م) لغوي وأديب إسلامي.



ولد في مدينة ود مدني بالسودان، حصل على الدكتوراه من قسم اللغة العربية بجامعة الخرطوم (تخصص الأدب). عمل في التدريس بالمدارس، ثم انتدب للعمل مع عبدالله الطيب للتدريس بكلية عبدالله بايرو المتطورة بمدينة كنو، كما درَّس بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وأسند إليه إنشاء أول كلية للغة العربية بجامعة أم درمان الإسلامية، وكان أول عميد لها، وأستاذاً مشاركاً بالجامعة. ونال عضوية عدد من الهيئات العلمية والأدبية، منها: عضوية محمع اللغة العربية بالخرطوم، ونائب رئيس المجمع، وترأس فيه دائرة المعاجم والمصطلحات، وشارك في الإشراف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه ومناقشتها في جامعات بالعاصمة وخارجها، كما شارك في وضع

(۱) تراجم شعراء وأدباء وكتاب من السودان ص ۱۲۹، معجم المؤلفين السودانيين (۲۳۱/۱، معجم البابطين لشعراء العربية (وفيه ولادته ۱۹۱۹م).

المناهج لعدد من الجامعات، وقام بتحكيم بحوث عديدة للنشر أو الترقيات، ونشرت له بحوث ومقالات في بحالات محكمة في النحو والأدب وفقه اللغة وموضوعات عامة. مات في ٩ ربيع الأول، ١٦ آذار(مارس).

ومن آثاره الكتبية: البلاغة: علم البيان - علم البيان - علم البديع.

ورسالته في الماحستير عن البحتري وشعره، وفي الدكتوراه عن الرجز والرجّاز مع العناية برجز رؤبة بن العجاج<sup>(٧)</sup>.

بابكر عبدالله إبراهيم (١٣٦٦ - ١٤٢٧هـ = ١٩٤٦ - ٢٠٠٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

بابكر كوار محمد النور (۱۳۶۹ - ۱۹۸۱ هـ = ۱۹۳۰ - ۱۹۸۱ م) مفكر وقيادي إسلامي حزبي.



من مواليد مدينة ود مدي بالسودان. نال إجازة من كلية القانون بجامعة الخرطوم. انتمى إلى الحزب الشيوعي لما كان طالبًا في المرحلة الثانوية، ولما وضع الشيوعيون بين يديه كتاب (الإحوان المسلمون في السودان) أثر عليه تأثيرًا عكسيًا، فترك الشيوعية ودافع عن الإحوان. ثم أهمّه أمر الإسلام في وقت تعالت فيه أصوات الاشتراكيين والقوميين، فأراد أن يجمع بين الإسلام والاشتراكية فأراد أن يجمع بين الإسلام والاشتراكية (٢) مجلة الأدب الإسلامي ع ١٠ (١٤٣٩ه) ص

والقومية، أو المصالحة بين أنصارها، فاشترك مع آخرين في تأسيس حركة التحرير الإسلامي عام ١٣٦٩هـ (١٩٤٩م) وأطلق عليه الشيوعيون (الإخوان المسلمين) قصدًا. كما أسس الحزب الاشتراكي الإسلامية بالسودان، عُدَّ مؤسِّس الحركة الإسلامية بالسودان، ورفض العمل تحت مظلة الإخوان المسلمين. ويقال إن حسن الترابي تأثر به، وهو الذي نشر فتاويه، واستفاد منها. كما شارك في النضال الوطني، ومضى إلى طرابلس الغرب فأقام في فندق هناك سنوات طويلة، ولذلك يقال إن له يدًا في تأليف الكتاب الأخضر للقذائ؟

صدر فيه كتاب: بابكر كرار: سيرته وفكره/ نادية يس عبدالرحيم (أصله ماجستير). وله كتب، منها: الفتاوى، أرضية الثورة العربية، دعوغرافية القاعدة الشعبية، جوهر العمل النقابي/ فيكتور قيدر (تلخيص)(٢).

بابه بن إبراهيم بوعروة (١٣٢٦ - ١٩٠٨ = ١٩٠٨ - ١٩٨٨م) شيخ إباضي إصلاحي.

من غرداية بالجزائر. درس في تونس، وشارك في تأسيس جمعية الإصلاح بغرداية ورأسها، باش عدل في محكمة الإباضية بقسنطينة، شارك في تأسيس جمعية الهدى وترأسها مدة، شيخ عشيرته، أمين على مصالح البلد، شارك في مؤتمر مسلمي أوروبا تحت إشراف

# باحثة الحاضرة = مليكة الفاسي

الأمير شكيب أرسلان، شارك في الثورة(1).

(٣) معجم المؤلفين السودانيين ٢٣٦/١، واستنتاج من لقاء مع يوسف حسن سعيد زميل المترجم له في إنشاء حركة التحرير، نشر في السودان الإسلامي يوم ٢٠٠٩/٩/٢٨، وحديث طويل عنه في ويكيبيديا الإخوان المسلمون ٢٠١٣/٣/١٢م.

المشكاة الإسلامية ١٠/١٠/١٠ م: اخوان ويكي.

باحثة عبدالفتاح الجومرد (۱۰۰۰ – ۱٤٣٣ هـ = ۱۰۰۰ – ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

الباز عبدالغفار حجاب (۰۰۰ – ۱٤۲۵ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

باسل شحادة (۱٤۰٥ - ۱٤۳۳هـ = ۱۹۸۵ - ۲۰۱۲م) عرج سينمائي وطني ثائر.



من دمشق، من أسرة مسيحية. ترك كلية الآثار وتخرَّج في كلية تكنولوجيا المعلومات. اعتقل أثناء الثورة الشعبية على حكم بشار الأسد والبعث، وضغطت عليه عائلته لإكمال دراسته في الإخراج السينمائي في نيويورك خشية على حياته، ولكنه رفض ذلك، وعاد إلى سورية ليشرع في تسجيل أفلام وثائقية ونشاطات ثورية من جديد، في مدن سورية عديدة. وكان قد انخرط في صفوف الثورة منذ بدايتها، ودخل الأحياء ذات الأغلبية المسيحية وحثَّهم على التظاهر مع الثوار، وأسهم في تدريب العديد من النشطاء على التصوير بطرق احترافية وتزويد التنسيقيات بالكاميرات، وانتقل قبل شهرين من وفاته إلى مدينة حمص (المنكوبة) لتوثيق الأحداث الجارية بطريقة سينمائية، مع تدريب نشطاء المدينة على التصوير والإخراج، أسهم في إنجاز العديد من الأفلام الوتائقية عن الثورة، أهمها فيلم (الغناء للحرية)، ونحح في تشكيل فريق من

المراسلين الذين نقلوا إلى العالم حقيقة ما يجري في حمص من انتهاكات ومجازر. وكان يصوّر لأحد أفلامه، فقُتل مع ثلاثة نشطاء آخرين إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل قناصة النظام في حيّ الصفصافة، يوم الاثنين ٧ رجب، ٢٨ أيار(١).

باسل فرید فلیحان (۱۳۸۳ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۹۳ - ۲۰۰۵م) اقتصادی عالمی.



ولد في عين زحلتا بقضاء الشوف في لبنان، نال شهادة الماجستير في الاقتصاد التنموي والعالمي من جامعة يال بأمريكا، والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كولومبيا بنيويورك، عين وزيراً للاقتصاد والتجارة عام ١٤٢٤هـ (٢٠٠٣م)، وانتخب نائباً عن المعقد الإنجيلي في البرلمان، ودرَّس الاقتصاد في الجامعة الأمريكية، وكان مديراً للمشروع المشترك بين البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وقدَّم استشارات لرئيس الوزراء رفيق الحريري، وقاد جهود وزارة المال للإصلاح، وشغل منصب مستشار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي. قُتل إثر انفجار مروّع مع رئيس الوزراء، بعد ٦٤ يوماً منه، وكان الانفجار يوم ١٤ شباط. ومن مؤلفاته: تحرير التبادل التجاري في العالم العربي: النظام المتعدد الأطراف مقابل النظام (١) العربية نت ٨ رجب ٤٣٣ هـ، الجزيرة نت ٩ رجب . 41574

الإقليمي<sup>(٢)</sup>.

باسل محمد الراوي (۱۳۸۱ - ۱۶۳۳ه = ۱۹۹۱ - ۲۰۱۲م) مکتبي معلوماتي.



من العراق. نال شهادة الدكتوراه في علم المعلومات والمكتبات من كلية الآداب بالجامعة المستنصرية، درَّس في معهد المنصور التقني، وصار مسؤول الوحدة العلمية فيه، ثم درَّس في معهد الإدارة بالرصافة، ثم بالزعفرانية، وحاضر في برامج الدراسات العليا بقسم المكتبات في الجامعة المستنصرية، ورأس تحرير عدد من الجلات العراقية للمعلومات، ومجلة (التقني)، ومجلة (المنصور). وأشرف على رسائل علمية، وشارك في مؤتمرات علمية، توفي يوم السبت وشارك في مؤتمرات علمية، توفي يوم السبت



(۲) المستقبل (لبنان) ع ۱۸۹۰ (۲۹/۱۹،۵۰۰م)، الرياض ع ۱۳٤٤۸ (۲۹/۳/۱۰).



نشر (١٣) بحثًا في خدمة المعلومات والحوسبة في المكتبات ومراكز المعلومات، وكتابًا في مجال تقنيات المعلومات.

رسالته في الماجستير: خدمات المعلومات في المكتبات المركزية للجامعات العراقية.

وفي الدكتوراه: مصادر المعلومات في العلوم الطبية والهندسية: دراسة ببليومترية تحليلية للرسائل الجامعية العراقية(١).

باسل الراوي رأس تحرير مجلة (التقني) و (المنصور) وغيرهما

باسم بن أحمد آل إبراهيم (FVY1 - PY31A = FOP1 - A++Y4) مهندس زراعی، باحث اقتصادي.



من مواليد مدينة صفوى بالمنطقة الشرقية في السعودية، درَّس في جامعة الملك سعود بالرياض، وكان عضو بمحلس كلية علوم (١) جريدة الرفاعي نت الإلكتوفية (إثر وفاته)، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٥٥٥/١. وهو باسل محمد

الأغذية والزراعة، وعضو الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى، رأس تحرير محلة «دراسات اقتصادية»، عضو محلس الشورى، عضو البرلمان العربي، رأس الفريق البحثي الذي أنحى دراسة الآثار المتوقعة لانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية لصالح وزارة الزراعة، وشارك في عدد من المؤتمرات والندوات. توفي في شهر محرم،

له أكثر من (٣٠) بحثاً في بحال اقتصاديات الزراعة والموارد الطبيعية والسياحة البيئية والصناعات الغذائية.

ومن عناوين كتبه: الآثار الاقتصادية لبعض خصائص المشروعات على الأداء الإنتاجي للطماطم في البيوت المحمية المكيفة في منطقتي الرياض والخرج (مع صبحي إسماعيل ومحمد إبراهيم الحيدري)، تحليل اقتصادي قياسى لدوال تكاليف مصانع منتجات الألبان بالمملكة في ظل الآثار السعرية المتوقعة (وكالاهما نشرتان إرشاديتان)(٢).

باسم مكحول

(0171 - 0731a = 0781 - 71.74)

(تكملة معجم المؤلفين)

باسمة مرتضى حلاوة (+1979 - 1919 = -1799 - 1779)

(تكملة معجم المؤلفين)

باشري بن باشري بن عبدالرحمن (0171 - T. 116? = VPA1 - TAP14) (تكملة معجم المؤلفين)

من أسرة مسيحية بلبنان، حاضر في كلية

الصحافة والإعلام، وعمل في الصحافة مدة

طويلة، متنقلاً في بلدان العالم. مات في

وله كتب، منها: عهد المهداوي، تركيا بين

جبارين، الباكستان دولة إسلامية في الهند،

البوليس الجنائي، الحرب العالمية الثانية،

جواسيس، جاسوسات ألمانيات، هتار

الغازي، بولين بورغيز، هتلر العاشق، رومل،

رودولف هيس، هتلر حي، ستانلين، غوبلز.

وله مؤلفات أخرى ذكرتما في (تكملة معجم

إيطاليا.

المؤلفين).

باعزيز بن عمر = عبدالعزيز بن بازي

باقر بن أحمد آل عصفور (41471 - PPY1a = OAA1 - PYP1s) (تكملة معجم المؤلفين)

باقر أحمد علي كاشف الغطاء (١٣٣٩ - ١٩٢٨ه = ١٩٢٠ - ١٩٩٣م)

باسيل دقاق صحفي رحالة.



(٢) الرياض ٢٩/١/٤ ١هـ، مع إضافات.

ولد في النجف. حصل على الدكتوراه في هندسة الري والبزل من جامعة ولاية يوتا - لوكان بالولايات المتحدة، ونال شهادة (ضابط دفاع مدنى) من كلية ضباط الدفاع المديى في بريطانيا. شغل عدة وظائف في حقل الرى والمندسة آخرها مدير الري العام. شارك في مفاوضات المياه بين تركيا وإيران والعراق، وشارك موفداً أو باحثاً في مؤتمرات للري عقدت في دول آسيوية وأوربية، وكان عضواً في اتحاد المهندسين العراقيين، وزميلاً في معهد الهندسة المدنية في بريطانيا، نال وسام الإنقاذ تقديراً لمساهمته الفعالة في إنقاذ بغداد من الغرق سنة ١٣٧٤هـ. ومن اكتشافاته المعروفة: استعمال طريقة السيفون في تصريف فائض مياه الأنمر، ونشرت سيرة حياته باللغة الإنجليزية في المحلد التاسع عشر من (القاموس الدولي لمشاهير الشخصيات العالمية).

من آثاره المطبوعة: أرض العراق ومياهه، تطبيق النظام الهيدرولوجي في العراق (مخطوط)، التنبؤ بالمناسيب العليا في نحر دجلة، التنبؤ بالمناسيب العليا في نحر الفرات، علم المياه وتطبيقاته، مشروع ري كركوك، نبذة تاريخية عن ري العراق الحديث، وله شعر كثير منشور في الصحف (۱).

باقر أمين الورد (١٣٤١ - ١٤٠٨ هـ = ١٩٢٢ - ١٩٨٨م) باحث في التراجم، مدرّس.



 (١) موسوعة أعلام العراق ٢٧/١، معجم المؤلفين العراقيين ١٧٧/١.

ولد في بغداد. تخرَّج في كلية الحقوق، درَّس في المدارس الابتدائية، عضو في اتحاد المؤرخين العرب.

صدر له: أصحاب الهجرة في الإسلام، أعلام العراق الحديث (جدا)، بغداد: خلفاؤها - ولاتما - ملوكها - رؤساؤها، حوادث بغداد في اثني عشر قرناً، معجم العلماء العرب(٢).

باقر بن حسن الخليل (۱۰۰۰ - ۱۹۸۲هـ = ۲۰۰۰ - ۱۹۸۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

باقر بن شریف القرشی (۱۳۲۶ - ۱۶۳۳ هـ = ۱۹۲۵ - ۲۰۱۲م) فقیه وباحث شیعی.



ولد في النجف، لم يتعلم في المدارس، التحق بالحوزة الشيعية وركز في دراسته على النحو، إضافة إلى المقدِّمات والسطوح والبحوث الخارجية، ومن شيوخه باقر قفطان ومحمد المرعشي، ثم حاضر في دروس الفقه والمنطق بجامع الهندي ٨ سنوات، وأسَّس مكتبة (الإمام الحسن) العامة. ذكر أن مكتبة توفي بالنجف في ٢٦ رجب، ١٧ حزيران، توفي بالنجف في ٢٦ رجب، ١٧ حزيران، ثرجم بعضها إلى لغات أجنبية، منها: العمل وحقوق العامل في الإسلام (ترجم إلى ١٢ رخب لغة)، حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه لغة)، حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه (٢٠) معجم المؤلفين

وسلم (٣٣-)، موسوعة أهل البيت (٢٤-)، الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (١١-)، حياة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، موسوعة الإمام الصادق (٧٠-)، الشيعة، الشيعة والصحابة، النظام السياسي في الإسلام، براءة الشيعة من الغلق والغلاة، سلامة القرآن من التحريف، النظام الاجتماعي في الإسلام، الإسلام وحقوق الإنسان، المرأة في رحاب الإسلام، الإسلام أم الديمقراطية. وكتب أخرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(٣).

**باقر علي خريبط** (۱۳۶۲ - ۱۹۸۹ه = ۱۹۲۳ - ۱۹۸۹م) عمرر وناشر صحفي.



من الكويت. من أوائل المتخرجين في المدرسة المباركية. عمل في صياغة الذهب وبيع الموريتين، وأس مجلة (الاثنين) و(آخر ساعة) المصريتين، وكتب لهما الكثير من المقالات، عمل مديراً لأول دار سينما. درس الإنجليزية في لندن وعاد يعمل في وزارة العدل. أصدر الحلة (صوت الخليج) سنة ١٣٨٢ه ونقلها إلى الإمارات. أسس مطابع (صوت الخليج) في الشارقة، ثم دار الخليج للطباعة والنشر بالكويت. من أوائل الجريدة الرأي العام، الكويتيين الذين عملوا بجريدة الرأي العام، وكان يجيد قرض الشعر.

(٣) موسوعة أعلام العراق ٢٦/١، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٢٧١/١، الموسوعة الحرة ٢٢ يوليو ٢٠١٢م، شبكة أخبار الناصرية ٧٧ يوليو ٢٠١٢م، معجم المؤلفين العراقيين ١٧١/١.

العراقيين ١/٥٧٠.

من كتبه: أوراق كويتية (١).

باقر محمد سماکة (۱۳۲۷ - ۱۲۱۶ه = ۱۹۰۹ - ۱۹۹۴م) أديب شاعر ناقد، محرر صحفي.



ولد في الحلة بالعراق. عين أميناً لمكتبة معارف الحلة، ونظم الشعر العاطفي ثم الوطني، ونشر قسماً منه في جريدة «حورايي». أصدر جريدة «الفرات» سنة ٢٥٩ هـ، لكنها لم تدم أكثر من سنة. حصل على الدكتوراه في الأدب الأندلسي من إسبانيا، وعاد ليكون أستاذاً بجامعة بغداد. عضو اتحاد الأدباء العراقيين ومن المؤسّسين له.

كتبه: أسرار (ديوان شعر)، التحديد في الأدب الأندلسي، دراسات في الأدب العباسي، قصائد للثورة والتأميم، من حصاد الثورة (ديوان شعر)، مهرجان الرصافي (بالاشتراك)، نسمات الفيحاء (شعر)، هل تذكرني (شعر)".

باقر موسى أبو خمسين = محمد باقر...

باقر الموسوي (۱۳۵۳ - ۱۳۹۹ه = ۱۹۳۱ - ۱۹۷۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

 (١) أعلام الصحافة في الوطن العربي ١٢٤٩/١ شخصيات من الخليج ص ١٠٣ (وتأريخه فيه ١٣٤٨
 - ١٤٠٧هـ).

 (٢) موسوعة أعلام العراق ٢٦/١، معجم المؤلفين العراقيين ١٧٠/١، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٣٧٣/١.

# **باکِزة أمین خاکي** (۱۳۰۱ – ۱۹۳۷ هـ = ۱۹۳۲ – ۲۰۰۶م) شاعرة کردية.

ولدت في بغداد، من أسرة شعر وأدب. نشرت عدداً من قصائدها العمودية والنثرية في الصحف والمحلات المحلية. لقبت في بعض المحالس الأدبية بالشاعرة المرحة. وكانت مقربة إلى زميلتها نازك الملائكة. تخرجت في كلية الآداب، وكان آخر قصيدة لما عن الاحتلال الأمريكي للعراق، ومما ورد فيها:

أجحافل الأقزام داست في حقولك يا عراقُ ... بلا حذر

يا موطني لملمْ جراحك يا أُبيُّ ولا تفرُّ كم للفوارس كبوة وقعها لا يغتفر

إني عهدت السيف... سيفك يا فرات ماضياً لا ينكسر

يا موطني . . أوقد رمالك يا عراق فملؤها زيت وصبَّهُ فوق العِدا ناراً وشرر

من قال عاصمة الرشيد استسلمت للغاصبين فقد كفر ...

من محموعاتها الشعرية: غداً نلتقي، ألف ليلة وليلة، الساقية (٢).

#### باكزة رفيق حلمي (١٣٤٣ - ١٤٢٤ه = ١٩٢٤ - ٢٠٠٤م) باحثة لغوية كردية بحمعية.

من ناحية سورداش التابعة لمحافظة السليمانية بالعراق، تخرَّجت في دار المعلمين ببغداد، وحصلت على الدكتوراه في علم اللغات المقارن من جامعة القاهرة، درَّست اللغة وعيِّت رئيسة لقسم اللغة الكردية بكلية الآداب في جامعة بغداد، وأسهمت في إنشاء المجمع العلمي الكردي، وكانت عضواً عاملاً فيه، كما عملت أستاذة زائرة في

(٣) الأهرام ع  $2 \times 10^{1} (7)$  موسوعة أعلام العراق  $2 \times 10^{1} (7)$  (8) موسوعة أعلام العراق  $10^{1} (7)$  (وورد اسمها في هذا المصدر «باكيزة»)، موسوعة شاعرات العرب  $10^{1} (7)$  معجم الشعراء من المعصر الجاهلي  $10^{1} (7)$  أعلام الأدب والفن  $10^{1} (7)$  (10 م

جامعة هميولتن بألمانيا، وفي الجامعة الأردنية، واليرموك، ثم جامعة صلاح الدين، وأتقنت ستَّ لغات.

لها مئات الأبحاث في الدوريات العلمية. عنوان رسالتها في الماجستير (بالإنجليزية): عن تاريخ الأكراد القديم.

وفي الدكتوراه (وقد طبعت): صيغ الجموع في اللغة العربية مع بعض المقارنات السامية. ولما مذكراتها الشخصية بالكردية، وديوان شعر كذلك، وقواعد اللغة الكردية، وعدد من الكتب لم تطبع حول التاريخ القديم للشعوب الشرقية (1).

باکیر محمود باکیر (۱۳۵۶ – ۱۶۳۳ه = ۱۹۳۰ – ۲۰۱۲م) آدیب، فنان تشکیلی.



من مدينة السلمية بسورية. من رفاق الشاعر محمد الماغوط. انغمس في أمور الثقافة والأدب، وشارك في نشاطات المراكز الثقافية والجمعيات الأهلية والمنتديات الأدبية والثقافية، وخاض معارك أدبية، ونظم الشعر، وألقى محاضرات، وأسهم في أمسيات أدبية في مختلف المحافظات، ورسم لوحات تشكيلية أهداها لزملائه. توفي يوم الأحد ٣ جمادى الأولى، ٢٥ آذار.

له كتاب تراثي مطبوع بعنوان: صور من (٤) المجمعيون في العراق ص ١٠٧، أعلام المجمع العملي العراقي ص ٢٥١، الموسوعة الكبرى لمشاهير الكرد ٢٩٦/١، معجم المؤلفين العراقيين ٢٧٣/١، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٢٧٥/١.

الماضي.

عالم آثار.

وطبعت له أربع بحموعات شعرية، هي: العشب البري، دروب الشجن، غربة الروح، خواطر قلم(١).

بانقا مصطفی النور (۱۹۹۰ - ۱۹۹۸ = ۰۰۰ - ۱۹۹۸م) (تکملة معجم المؤلفين)

باهور لبيب أقلاديوس (١٣٢٣ - ١٩١٤هـ = ١٩٠٥ - ١٩٩٤م)

من القاهرة. حصل على الدكتوراه في الآثار

من جامعة برلين، أمين المتحف المصري، مدير

المتاحف الإقليمية، مدير المتحف القبطى،

رئيس لجنة اليونسكو لبرديات نجع حمادي، ،

ونشر ١٥٨ ورقة من مخطوطاتها، رئيس هيئة

اليونسكو لترجمة مخطوطات العارفين بالله،

رئيس الهيئة العالمية لدراسة المخطوطات،

رئيس الجمعية الأهلية للفنون الجميلة، أول

مصرى يحصل على الدكتوراه في علم الآثار.

قام بحفائر أبو مينا بالصحراء الغربية جنوبي

غربي الإسكندرية، عضو المحلس القومي

للثقافة بالمحالس القومية المتخصصة، ومحالس

الاستحقاق من درجة الصليب الكبير من ألمانيا، وغيره. مات في ٧ مايو.

صدر فيه كتاب من تأليف ابنه أحمس بعنوان: الدكتور باهور لبيب عالم الآثار: قصة كفاح ونجاح.

له مؤلفات بالعربية والإنجليزية والألمانية، منها: لمحات من الدراسات المصرية القديمة، الفن القبطي، تشريع حور محب (مع صوفي أبو طالب)، لمحات من الفنون والصناعات الصغيرة وآثارنا المصرية (مع محمد حماد)(١٠).

رئاسة الحزب والتمثيل الشخصي لبورقيبة: الهادي نويرة.

من مؤلفاته: اشتراكيتنا تجاه الواقع، تضامننا مع إخواننا العرب أساسه الواقعية والجد، لماذا اخترنا التعاضد(٣).

باهي محمد خُرمة (١٣٥٣ - ١٤١٧ه؟ = ١٩٣٤ - ١٩٩٦م) كاتب صحفي.



باهي الأدغم (١٣٣٢ - ١٤١٩ه؟ = ١٩١٣ - ١٩٩٨م) رجل دولة.



ولد في تونس العاصمة، شارك في مقاومة الفرنسيين وانتمى إلى الحزب الدستوري، قضى (٦) أعوام في معتقلات الجزائر، غدا الأمين العام للحزب الدستوري عام ١٣٧٥هـ، وشارك في مفاوضات الاستقلال. أمسك بحقيبتي الخارجية والدفاع، واعتبر الرجل الثاني أبللاد. عين وزيراً لشؤون الرئاسة، فوزيراً أول (رئيس وزراء) بين ١٣٨٩ – ١٣٩٠هـ أول (رئيس وزراء) بين ١٣٨٩ – ١٣٩٠هـ على وقف القتال بين منظمات المقاومة الفلسطينية والجيش الملكي الأردين. خلفه في الفلسطينية والجيش الملكي الأردين. خلفه في

(٢) موسوعة أعلام مصر ص ١٣٩، الموسوعة المقومية للشخصيات المصرية ص ٧٨، من أعلام أسيوط ٢٠/٢ (وفيه اسمه: باهور إقلاديوس لبيب)، الموسوعة الحرة ٣/٥/١ ٢٠ ٢م (وفيه عرض للكتاب الذي صدر فيه).

ولد في بلدة الركيز بموريتانيا، انتقل إلى المغرب وانخرط في جيش التحرير بالجنوب، ثم إلى المحرادة، فعمل بحريدة العلم، والتحرير، وفي الجزائر كان رئيساً لتحرير جريدة «الجاهد» العربية. انتقل إلى باريس مديراً لمكتب الجاهد، ثم وكالة الأنباء العراقية. عمل في دوريات أخرى، أقام في فرنسا وبما مات. اشتهر بمقالاته الصحفية التحليلية. عضو اتحاد الكتاب المغاربة.

صدر فيه كتاب من تأليف عبدالرحمن منيف (حداثي شيوعي) يثني عليه كثيراً، بعنوان: عروة الزمان الباهي.

وله: الجزائر في مفترق الطرق، ذاكرة الرمال (رواية)(1).

# باول بولز = بول بولز

(٣) دليل الإعلام والأعلام ص ١٧٤، الموسوعة السياسية ٩٩٢١، الموسوعة التونسية ٩٥١١.
 (٤) وترجمته من الكتاب الذي صدر فيه، ومن دليل الكتاب المعاربة ص ٣٨٨.



# باولو مینجانتی (۱۳۶۶ – ۱۳۹۹هـ = ۱۹۲۰ – ۱۹۷۸م) مستشرق إيطالي.

متخصص في الآداب والدراسات العربية الحديثة. درَّس تاريخ الثقافة في الشرق الأدنى، ثم بجامعة كجليري، حيث شغل كرسي اللغة العربية وتاريخ النظم الإسلامية، ثم تولى هذا المنصب في كلية الآداب بجامعة تورينو، درَّس الشريعة الإسلامية واللغة العربية بجامعة روما حتى وفاته في ١٢ محرم، ١٢ كانون الأول.

له عدة مقالات عن العالم العربي الحديث والمعاصر، وترجم إلى الإيطالية معظم دساتير العالم العربي. وله مؤلفات عن بدر شاكر السيّاب، وترجم كتاب: سلوان المطاع لابن ظفر، وكتب معظم مواد دائرة المعارف الإيطالية المتعلقة بالعالم العربي وأعلامه(١).

# باية القاسمي (۱۰۰۰ – ۱۲۳۱ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### باية محيي الدين (١٣٥٠ - ١٤١٩هـ = ١٩٣١ - ١٩٩٨م) رسامة، فنانة تشكيلية.

اسمها (فاطمة حداد)، ونسبتها إلى زوجها محفوظ محيى الدين.

ولدت في مدينة برج الكيفان بالجزائر. فقدت والديها وهي طفلة، عملت خادمة لدى عائلة فرنسية، التي وفّرت لها فرصة ممارسة الرسم. نظّمت أول معرض لها وهي بأعمالها براك وبيكاسو، الذي امتد بينه وينها «صداقة» طويلة. جمعت في رسومها بين الأناقة والحوشية. قدمت أكثر من (٢٠) معرضاً خاصاً، واقتى بعض أعمالها أهم المتاحف في العالم، كما صدر عن أعمالها المتاحف في العالم، كما صدر عن أعمالها المتاحف في العالم، كما صدر عن أعمالها

(١) طبقات المستشرقين ص ٢٠١.

عدد من الكتب. توفيت بمدينة البليدة يوم الاثنين ٢٠ رجب، ٩ نوفمبر (٢).



لوحة لباية

#### أبو بثينة = محمد عبدالمنعم

# بثينة حسنين عمارة (۲۰۰۰ – ۱٤۳۵هـ = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۲م)

من مصر. أستاذة علم النفس التربوي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عضو لجنة التعليم بالحزب الوطني، رئيسة الجمعية العلمية لتنمية الأسرة. نعيت يوم الأحد ١٩

صفر، ۲۲ دیسمبر،

تربوية نفسانية.

كتبها: كيف تحقق السعادة لنفسك ولمن حولك، الأسس العلمية لتنشئة الأبناء: مرحلة ما قبل المدرسة، العولة وتحديات العصر وانعكاساتها على الجتمع المصري، المكتبة المدرسية في خدمة العلوم: دراسة ميدانية، ثقافة علمية أسرية للقرن الحادي والعشرين، التنمية البشرية.

(٢) ملحق جريدة تشرين رقم (٧٧) [قمر شيراز وقصائد أخرى] ه/١/٠٠ ٢م ص٣. واللوحة من موقع الجزائر عاصمة المثقافة العربية ٧٠٠ ٢م.

بثينة عبدالحميد محمد (١٣٣٥ - ١٤٢٨ه = ١٩١٧ - ٢٠٠٧م) ناشطة تربوية نسائية.

من مصر. تخرّجت في معهد التربية، ودرّست في مدرسة حلوان [بالقاهرة]، ثم حصلت على الماجستير في الأدب الإنجليزي، فالدكتوراه من جامعة أكسفورد، وعادت لتكون أستاذة للأدب الإنجليزي في جامعة فؤاد الأول، وشاركت في تأسيس قسم اللغة الإنجليزية بجامعة أم درمان، وكلية الآداب بالرياض، رئيسة جمعية نساء الإسلام، عضو بالرياض، رئيسة جمعية نساء الإسلام، عضو والأمم المتحدة، وهدى شعراوي، ونادي سيدات القاهرة. عمثلة مصر في المؤتمرات العالمية للمرأة والثقافة. ولم تتزوج، ماتت في المؤتمرات لا شراير، وذكر في نعيها أنها الشريفة» (٢).

# بثینة محمد نصر فرید واصل (۱۳۳۹ – ۱۹۲۹هـ = ۱۹۲۰ – ۲۰۰۸م)

باحثة موسيقية، تربوية اجتماعية.

من مواليد المنصورة بمصر، تعلمت في الكلية الأمريكية، ونالت شهادة الماجستير في العزف على البيانو والتحليل الموسيقي من لندن، وعادت لتعمل أستاذة بمعهد الباليه والدراسات العليا بالكونسرفتوار وكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، فوكيلة للكلية. كما درّست في جامعة مونتانا بأمريكا، رئيسة فخرية لنادي سيدات القاهرة، ورئيسة لجنة فخرية لنادي سيدات القاهرة، ورئيسة لحقة الصداقة الدولية التي يرأسها رئيس أمريكا جيمي كارتر، وكانت عضو لجان عديدة. وذكر أنها من «رواد العمل الاجتماعي». ماتت في الأسبوع الأول من شهر شوال، أكتوبر.

ولها العديد من الكتب، منها: عشرة من (٣) معلومات من الأهرام عدد نعيها، ١٠٠٠ شخصية نسائية مصرية رقم ٨٠.

أساطين النغم، موتسارت الطفل المعجزة، البيانو والتربية الموسيقية (مع أميمة أمين)، فولفهانغ أحادية موزارت: معزوفات للبيانو، القومية وأعلام الموسيقى في أوروبا ومصر (مع زين نصار؟)، تاريخ الموسيقى الغربية وتذوقها(۱).

بختي بن عودة (۱۳۸۱ - ۱۶۱۰ هـ = ۱۹۹۱ - ۱۹۹۰م) كاتب صحفي، أديب حداثي.



من مدينة معسكر بالجزائر. درّس في معهد اللغة العربية بالجامعة، كتب المقالات الثقافية ونظم الندوات في قصر الثقافة بوهران، وكتب في المجلات والصحف الأسبوعية الجزائرية والأجنبية. وعمل صحفياً في صحيفة «الجمهورية» الحكومية، وكان يعدُّ فيها صفحة «كتابات»، وأبرز من استقطبهم طمشاركة في هذا الباب: أدونيس، إلياس خوري، محمد الطوبي، محمد بنيس. وكتب في الكرمل، ومواقف، والناقد، واليوم السابع. في الكرمل، ومواقف، والناقد، واليوم السابع. تحرير مجلة مسار. أسس جماعة «آفاق» السعرية التي أصدرت مجموعات شعرية التي أصدرت مجموعات شعرية بوهران يوم الاثنين ٣٣ ذي الحجة، ٢٢ أيار (مايو).

جُمع بعض مقالاته وأشعاره وطبع بعد وفاته بعنوان: رنين الحداثة<sup>(٢)</sup>.

 ۱۰۰۰ شخصیة نسائیة مصریة رقم ۸۱ مع إضافات.

(۲) الموسط ع ۱۹۳، و ع ۱۷۵ (۱۹/۵/۹۹۰م) ص ۵۶، المدينة ع ۱۷۷۳ (۱۲/۳۵ /۱۲/۱۸ ۱۹).

بخیت فراج (۱۳۵۸ – ۱۹۱۸ه = ۱۹۳۹ – ۱۹۹۷م) فنان رسًام.



من أسيوط بمصر، حصل على إجازة من المعهد العالي للتربية الفنية، وشهادة أعلى مستوى في الألوان المائية من الهيئة الدولية للنقد التعليمي في لندن. عضو نقابات وجمعيات. درّس في جامعة أسيوط، أقام (١٢) معرضاً فنياً خاصاً، وشارك في جميع معارض الربيع، وحصاًل جوائز، واقتنيت أعمال له. مات في ٥ رجب، ٥ تشرين

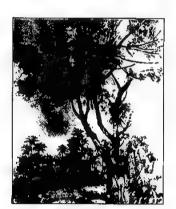

لوحة لبخيت فراج

أصدرت محافظة أسيوط كتاباً عنه بعنوان: وداعاً بخيت فراج/ إعداد وتحرير محمد رجائي الطحلاوي، يحيى عبدالحميد إبراهيم.(٢).

بداه ولد البصيري = محمد ولد البصيري

(٣) موقع وزارة الثقافة، قطاع الفنون التشكيلية (استفيد منه في شهر ذي القعدة ٤٢٨ (ه). وصورته ولوحته من موقع فنون كم.

بدر بن الإمام الجكني (۱۳۲۱ - ۱۶۰۲ه = ۱۹۰۸ - ۱۹۸۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

بدر جاسم القطامي (۱۳۱۳ - ۱۶۳۰ هـ ۱۹۴۳ - ۲۰۰۹م) فنان تشكيلي ريادي.



من الكويت. درس الفن في القاهرة أربع سنوات، وفي إنجلترا ست سنوات، وأثرى الفن التشكيلي في الكويت، وقدَّم العديد من الأعمال التي تبرز التاريخ والبيئة الكويتية وخاصة فترة ما قبل النفط، وأقام أول معرض له عام ١٣٧٨هـ (١٩٥٨م) وتكررت معارضه في الكويت وفي البلاد العربية والأوربية، وعُدَّ مؤسِّس المدرسة التشكيلية في الكويت. توفي في ١٠ ربيع الأول، ٢ مارس.



لوحة لبدر القطامي

صدر فيه كتاب: الفنان التشكيلي بدر جاسم القطامي، ١٤٠٨ه، ٥٠ ص، مع لوحات له(٤).

(٤) موقع تاريخ الكويت (إثر وفاته)، الموسوعة الحرة ١١/٤/٢ م. ولوحته من موقع بالمون نت.

بدر الديب = بدر الدين الديب

بدر عبدالحق = بدر الدين بن محمد عبدالحق

بدر عبدالحمید همیسة (۰۰۰ - ۱٤۳۳ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۲م) عالم مصنّف.



من مصر. أستاذ. عالم وكاتب اجتماعي قدير، له رسائل عديدة في أحوال المسلمين الاجتماعية والإيمانية وعلاجها، وكلها أو معظمها محملة في الشبكة العالمية للمعلومات، توفي يوم الخميس ١٥ ربيع الآخر، ٨ مارس.

مؤلفاته (رسائله): عيادة المريض: فضائل وآداب، صباح الإيمان، الإسلام والروح الرياضية، في مدرسة الصوم، لمثل هذا فأعدُّوا، قطوف من الحكمة، رسالة قلبية في سبل السعادة الزوجية، نصائح ذهبية في السعادة الزوجية، في مدرسة المحرة الشريفة، إنسانية الحيوان وحيوانية الإنسان، الصراط السوي في فضل الصلاة على النبي، إياك والحسد، في مدرسة الإسراء والمعراج، قطوف وكلمات، صفات بيوت الإيمان، الوقاية قبل العلاج، ومؤلفات أخرى مضاعفة له في العلاج، ومؤلفات أخرى مضاعفة له في ركملة معجم المؤلفين).

بدر المتولي عبدالباسط (۱۳۲۵ - ۱۶۲۳ = ۱۹۰۷ - ۲۰۰۳م) باحث إسلامي وفقيه اقتصادي متعمّق.



من مصر. حصل على شهادة الدكتوراه في فقه الحنفية وأصول الفقه من الأزهر. من شيوخه محمود شلتوت ومأمون الشناوى، بدأ مهامه العلمية عميداً لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، فجامعة بغداد، ثم عمل رئيساً لقسم الشريعة في دولة الكويت، وأميناً عاماً للموسوعة الفقهية بما، وهو الذي أعاد تكوين جهازها، وكان رئيس هيئة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، ثم عمل مستشاراً شرعياً لبيت التمويل الكويتي، ورئيساً للجنة الشرعية منذ بدء عملها عام ٤٠٤ هـ. وكان عالماً متبحراً وفقيهاً متمكناً، عاش حياة حافلة بالعمل والمشاركة في بحالات العلم والدعوة وحدمة الإسلام والمسلمين. أمُّ وخطب ودرَّس في حلقات علمية، واختير باحثاً شرعياً وفقيهاً في بيت التمويل «البنك الإسلامي» لغزارة علمه وحدة ذكائه ونضجه الفقهي والموسوعي، حيث كان يبحث المستجدات الاستثمارية والمحاسبية الجديدة للمشكلات الاقتصادية المستحدثة والمتشابكة. مات في ٢٢ ذي الحجة، الموافق ٢٣ شباط (فبراير).

ومن آثاره القيمة بحثه في الدكتوراه عن الوقف، ثم رسالته في الفقه المقارن، وكذلك كتاب: أصول الفقه على مذهب أهل السنة والإمامية، وكتاب: فقه العبادات، إضافة إلى البحوث والمقالات التي تعرض آراءه الفقهية، وهي كثيرة (١).

(١) الوعي الإسلامي ع ٥٥٠ (صفر ٢٤٤٤هـ) ص ٩،

بدر بن محمد المحمود (۱٤٠٥ - ١٤٢٩هـ = ١٩٨٥ - ٢٠٠٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

بدر الدين أحمد جودت الكاتب (١٣٢٠ - ١٩٨٢ م) (تكملة معجم المؤلفين)

بدر الدين أدهم (١٣٧٤ - ١٤٣١هـ = ١٩٥٤ - ٢٠١٠م) عرر وكاتب صحفى.



من مواليد محافظة الفيوم، تخرَّج في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، قسم الإذاعة والتلفزيون، وفضًّل العمل بالصحافة، بدأ حياته الصحفية في دار التحرير للطبع والنشر، ثم انتقل إلى دار أخبار اليوم محرراً بقسم التحقيقات الصحفية في قسم التعليم، في الصحافة القطرية، وعاد إلى قسم الشؤون في الصحفة، التي كان له مقال أسبوعي بحا، المصحفية، التي كان له مقال أسبوعي بحا، وحقق عدة انفرادات صحفية، وحصل على عدة جوائز، وغطى القمم العربية والمؤتمرات عدة بوائز، وغطى القمم العربية والمؤتمرات الصحفية، والمن على الصحفية في الجامعة العربية، واهتم بالشأن المصحفية في الجامعة العربية، واهتم بالشأن الفلسطيني، مات فجر يوم الأثنين ٢٨ ربيع الخدم، ٢١ نيسان (أبريل).

مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن الإفتاء بالكويت ج1 ص ١٠٦.

وله كتب، مثل: السقوط إلى الحضيض (عن العراق)، المملكة: أسرار من الداخل (عن السعودية)(١).

بدر الدين بن أمير الدين الحوثي (م ١٣٤٥ - ١٩٢١ م) مرجع زيدي، الزعيم الروحي للحوثيين.



نشأ في بلاد صعدة، وأحد عن علمائها وعلماء ضحيان وغيرها حتى برع في العلم، ثم عكف على التدريس والتأليف ونشر العلم، وتتلمذ عليه الكثير من علماء الزيدية، ألزم بالإقامة الجبرية في صنعاء لارتباطه العميق بحركة الحوثيين، لكنه لم يطقها، فغادر إلى القبائل الشمالية، وتولى قيادة الحوثيين بعد مقتل نحله حسين، وذلك خلال المواجهة الأولى مع القوات اليمنية عام ١٤٢٥هـ. واعتبر أحد مراجع المذهب الزيدي، والأب الروحي للحوثيين، الذين خاضوا ستة حروب مع الحكومة حتى تاريخ وفاته، يوم الخميس ١٩ ذي الحجة، ٢٥ تشرين الثاني (نوفمبر). وله مؤلفات عديدة، معظمها مخطوط. ومما طبع له: الإيجاز في الرد على فتاوى الحماز، تحرير الأفكار من تقليد الأشرار (رد على مقبل الوادعي - السلفي)، التحذير من الفرقة، إرشاد السائل إلى أهم المسائل، بيان سبيل الله، التبيين في الضمّ والتأمين، تفسير القرآن الكريم (صدر منه أجزاء؟).

(١) فلسطين المستقبل (موقع، ٢٠/٤/١١)،
 البيادر السياسي (بالتاريخ السابق).

ومن المخطوط: الغارة السريعة في الرد على الطليعة، آل محمد ليسوا كل الأمة، آية المودة، اتحام الزهري، أحاديث مختارة، إرشاد الطالب إلى أحسن المذاهب، إيضاح المعالم في الرقى والتمائم. وغيرها من المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

بدر الدین بن أمین الصائغ (۱۳۲۹ - ۱۳۲۹ه = ۱۹۱۱ - ۲۰۰۸م) (تکملة معجم المؤلفین)

بدر الدين الحاضري (١٣٤٧ - ١٤٢٩هـ = ١٩٢٨ - ٢٠٠٨م) أديب لغوي مصنّف.



من حلب. حصل على دبلوم في التربية وعلم النفس من جامعة القاهرة، وماجستير في اللغة العربية من معهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة، درَّس اللغة العربية في ثانويات حلب منذ عام ١٣٧٧ه، ثم طويلة في تدريس النحو والبلاغة والإملاء، عما يلبي حاجة الطالب والمدرس. وكتب قصصاً نشرتها له بحلة الأديب البيرونية، ثم تركها وتوجه نحو التراث. انضم إلى رابطة رأسرة الأصدقاء» التي أسست في حلب، التي من أعضائها فاضل السباعي، وعلى (٢) أعلام المؤلفين الزيدية م ٣٢٦، الجنورة لت

۱۰/۱۱/۱۲ د ۲م)، ۱۹/۱۱/۱۲۳۱ هـ، العربية نت ۱۲/۱۲/۱۳۱۱ هـ، موسوعة الأعلام للشميري.

الزيبق. وواظب على محلس أدبي طوال ثلث قرن حول شعر أبي العلاء المعري الذي دوّنه في لزومياته.

ي ررمؤلفاته تأليفاً وتحقيقاً: ديوان أبي فراس
الحمداني (تحقيق مع محمد حمامي)، ديوان
حسان بن ثابت الأنصاري (تحقيق مع
السابق)، ديوان البحتري (تحقيق، ٢ مج)،
ديوان أبي نواس (تحقيق مع السابق)،
ديوان أبي الطيب المتنبي (تحقيق)، ديوان
محيم بن عبد بني الحسحاس (تحقيق مع
السابق)، ديون عنترة بن شداد (كالسابق)،
الإعراب والبلاغة والإملاء (مع محمد خير
حلواني)، سلسلة أولادنا (خمس ملفات)،
حلواني)، سلسلة أولادنا (خمس ملفات)،
عشر حلقات)، وترك مؤلفات مخطوطة
عند أسرته... وله مؤلفات أخرى ذكرت في

بدر الدين الديب (١٣٣٩ - ١٤٢٦هـ = ١٩٢٠ - ٢٠٠٥م) أديب ناقد.



من مصر. تخرج في قسم الفلسفة بجامعة القاهرة، عمل رئيساً لتحرير جريدة «المساء»، حاضر في جامعة كولومبيا، ومنظمة اليونسكو، ومعهد الفنون المسرحية بالقاهرة، خاض معارك ضد الشعر العمودي، وناصر شعر النثر. استغرق في المطالعة فتأثر بالتصوف، وقرأ الاتجاهات الدينية فغرق في

(٣) الضاد (كالون الثاني ٢٠٠٩م) ص ٤٧، جريدة الجماهير ٨٩٠٨، ٢٩، معجم أدباء حلب ص ١٠٠٠

الفلسفة الهندية والبوذية على الخصوص، وكانت له رحلة مع الفنون التشكيلية... كتب وتأثر بعلم الجمال وفلسفته، وذكر أنه يعتنق منهج التفسير القرآني في الجمال، وأشاد بجهود لطه حسين وزكي مبارك. مات يوم الاثنين ١٠ رجب، ١٥ أغسطس (آب).

صدر فيه كتاب عن دار شعر شارك فيه لويس عوض وإدوارد خراط وآخرون.

من كتبه: حديث شخصي: أربع تنويعات، تلال وغروب: مقطوعات في الدين والحب والسياسة، السين والطلسم: شاعر وطقوس، المستحيل والقيمة: بجربة في الديالكتيك، الكوميدية الإنسانية/ هونوره دي بلزاك جورج، ما حدث وأخذ منها حاجة/ جورج، من كوفمان وموسى هارت (ترجمة)، حرف الدرج»، أقسام وعزائم، كوميديا الأخطاء/ شكسبير (ترجمة)، أوراق زمردة أيوب، مارجريت امرأة غريبة، وشارك في أيوب، مارجريت امرأة غريبة، وشارك في تحقيق كتب تراثية، وذكرت له كتباً أخرى في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

بدر الدين زيتوني (١٣٤٩ - ١٩٣١ه = ١٩٣١ - ٢٠٠٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

بدر الدين بن سليم الشلاح (١٣٢٣ - ١٤١٩ه = ١٩٠٥ - ١٩٩٩م) رجل أعمال.



(1) أعلام الأدب العربي المعاصر ٢١٧/١، الأهرام ع ٢٣٣٦ (٢٦/٧/٢٥)، رواية اسمها سورية ص ٥٥٧.

من دمشق. تعلم في عدة مدارس لكنه تركها ليعمل ويتاجر على شاكلة أبيه، وقد عمل في تجارة الفواكه وطوّر تصديرها، وأسهم في المشاريع الخيرية وبناء المساجد، تولّى رئاسة جمعية الإسعاف الخيري حتى وفاته، كما رأس غرفة تجارة دمشق، وانتخب رئيساً لاتحاد الغرف التجارية السورية، ورئيساً للاتحاد الغرف التجارية والزراعية والصناعية العربية. وكانت علاقته مع حكومات البعث جيدة، وربطته علاقة مودة خاصة مع حافظ جيدة، وربطته علاقة مودة خاصة مع حافظ كتاباته، وانتُخب رئيسًا للمحفل الماسوي، ولما اعتذر خطيًا مرة أخرى لكثرة أعماله ولما اعتذر خطيًا مرة أخرى لكثرة أعماله التخبوه رئيسًا للمحفل غيابيًا!

له: المسيرة التجارية: رجال وأحداث، من حصاد الأيام، ومذكرات مطبوعة بعنوان: للتاريخ والذكرى: قصة جهد وعمر(٢).

ومن أهم القيادات الجامعية التي أسهمت في تأسيس نوادي أعضاء هيئات التدريس، مع خدمات توعية، وموقف معارض حاسم ضد التطبيع، ومقاومة الاختراق الصهيوني للعملية التعليمية، وكان ديّناً، معتزاً برصيده الإسلامي والأخلاقي، ونال جوائز تقديراً لعلمه ونبوغه، وقد أبدع في مجال الكيمياء الفيزيائية، خاصة في صدأ وتآكل المعادن، وأشرف على (٣٥) من رسائل الماجستير وأشرف على (٣٥) من رسائل الماجستير الجمعيات العلمية، وصاحب جهود فيها، ومتواضعاً خلوقاً وداعية عملياً طيباً. توفي بألمانيا يوم الاثنين ، ٢ رجب، ٢١ يوليو، حيث كان يتعالج من مرض السرطان.

وبنسلفانيا والإمارات وجامعة الملك عيدالعزيز

بجدة وجامعة الكويت واليمن، وكان رئيس

نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة،

بدر الدين عطية غازي (١٣٦٢ - ١٤٣٠ه = ١٩٤٣ - ٢٠٠٩م) باحث علمي داعية.



ولد في قرية طبلوها بمحافظة المنوفية في مصر، حصل على الماجستير في الكيمياء الفيزيائية من جامعة القاهرة، ودكتوراه الفلسفة من قسم علوم الأرض والمعادن من جامعة ولاية بنسلفانيا، ودرًس في جامعات القاهرة

(٢) موسوعة الأسر الدمشقية ١٧٤/١ (وفيه اسمه: محمد بدر الدين...)، علماء دمشق وأعيانها ص ٥٤٠. (قلت: وقد سمعت فيه كلاماً – شفاهاً -- لا يُحمد عليه. والله أعلم).

بدر الدين علي الجارم (١٣٤٢ - ١٤٢٠ه = ١٩٢٣ - ١٩٩٩م) أديب شاعر.



من الإسكندرية، لم يكمل دراسته الحقوقية

(٣) مما كتبته نيلة عبدالشافي في موقع الديوان ما / ٩/٨٠ م وأوردت اسمه: بدر الدين غازي عطية، وحمزة زويع في المجتمع ع ١٨٦٣ (١٩/٨/١٦) مكتوب والعدد التالي، ومحمد السيسي في مدونات مكتوب بتاريخ ١٥ يوليو ١٠٠٩م، نقابة محامين ٦ أكتوبر، الموسوعة الحرة (آخر تعديل ١٠/٨/١١م)، ومما كتبه شعبان عبدالرحمن في موقع الإخوان المسلمين كتبه شعبان عبدالرحمن في موقع الإخوان المسلمين ابر عازي الآتي.

يجامعة القاهرة، وكانت موهبة الشعر وتأليف الأغابي سيطرت على اهتمامه. توظف بالمحلس الشعبي لمحافظة القاهرة، وصار وكيلاً للمجلس.

طبعت له رواية بعنوان: موعد مع الذكرى، وله ديوان شعر مخطوط في أربعة أجزاء، سمَّاه «شدو القلم»(١).

بدر الدين أبو غازي (١٣٣٩ – ١٩٢٠ه = ١٩٢٠ – ١٩٨٣م) ناقد فني، لغوي وزير.



ولد في القاهرة، وانتمى إلى كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول، تخصص في التشريعات المالية، وتدرَّج في وظائف وزارة المالية حتى عين وكيلاً للوزارة، ثم كان وزيراً للثقافة، فمستشارأ للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للشؤون الثقافية، وأصبح بعد ذلك الأمين العام المساعد لجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واختير لعضوية محمع اللغة العربية سنة ١٣٩٥هـ، ومارس الفن التشكيلي: النحت والتصوير، ورأس جمعية عيى الفنون الجميلة، والجلس الأعلى للآثار. نشر مقالات في الصحف والدوريات المصرية والعربية عن الفن ونقد الفن، ونال جائزة الدولة التقديرية في الفنون، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى. ومات في ٤ ذي الحجة، ۱۱ سبتمبر.

وإضافة إلى بحوثه ومقالاته في الصحف والدوريات العربية والأجنبية، له عدة مؤلفات هي: مختار: حياته وفنه، مختار ونحضة مصر

(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

(باللغة الفرنسية)، المصوّر محمود سعيد، حيل من الرواد، الفنّ في عالمنا، المثّال مختار، الفنان رمسيس يونان، الفنان يوسف كامل، حسة فنانين معاصرين، من محيط الفنون، ألفية القاهرة، الفنّ في عالمنا(٢).

بدر الدين قاسم الرفاعي (٠٠٠ - ١٤٠٥ هـ = ١٠٠٠ - ١٩٨٤م) (تكملة معجم المؤلفين) بدر الدين بن محمد الصغير بريبش (١٣٨٣ - ١٤٣٠ هـ = ١٩٦٤ - ٢٠٠٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

بدر الدين بن محمد عبدالحق (١٣٦٥ - ١٤٢٩ه = ١٩٤٥ - ٢٠٠٨م) صحفي قاص.



من الزرقاء بالأردن. حصل على إجازة في الشريعة من جامعة دمشق. عمل مدرِّسًا بعد تحرَّجه، وكان من روّاد الحركة الكشفية في الأردن. سافر برًا إلى أوربا الشرقية. عمل في الصحافة الخليجية، سكرتبرًا لتحرير جريدة الوثبة، وكاتبًا لتحرير جريدة الوثبة، وكاتبًا الفجر. ترك جريدة الرأي في منتصف الفجر. ترك جريدة الرأي في منتصف النمانينات وسافر إلى البحرين للمشاركة في تأسيس جريدة (الأيام) التي أصبح مديرًا لتحريرها. عاد إلى الأردن ليصبح كاتبًا صحفيًا متفرعًا، واشتهر بعموده الصحفي

(٢) المجمعيون في خمسين عاماً ص٨٩، مائة شخصية مصرية وشخصية ص٠٧، التراث المجمعي ص١٧٦، أعلام مصر في القرن العشرين ص ١٣٩، الأهرام ع ٤٣٣٨٥ (٤٣٦/٨/١٤)، منتدى الكتاب العربي (استفيد منه في ربيع الآخر ١٤٤٤هـ).

المميز (سبعة أيام) في جريدة الرأي. ترأس نادي أسرة القلم في مدينة الزرقاء، ونجح في انتخابات الصحفيين وغدا نائبًا للنقيب، وظل ناشطًا في النقابة حتى أصيب بالزهايمر وفقد ذاكرته، ومات في ٢٦ محرم، ٣ شباط. صدر فيه كتاب بعنوان: صمت شاهد عيان/ حسين نشوان.

له: الملعون (قصص)، أوراق شاهد عيان في غرائب هذا الزمان، شهادات ميدانية لضباط وجنود العدو (مع غازي السعدي)، حرب الجليل: الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الخامسة: عموز ١٩٨١م (مع السابق)، ثلاث أصوات (قصص، مع خليل السواحري وفحري قعوار)(١).

بلر الدين بن يوسف المؤدِّب (١٣٣٧ - ١٤١١ه = ١٩١٨ - ١٩٩٠م) شاعر قاص.



من بلدة توزر بتونس، تردّد على شيوخ العلم في بلدته، ولم يكمل تحصيله العلمي بجامع الزيتونة، درّس، ثم وقع عليه الاختيار مربياً في قرى الأطفال، وانتخب أميناً عاماً لشعبة الحزب الدستوري بتوزر، وراسل عدداً من الصحف.

له من القصص: علينا المغرم ولهم المغنم، الذئب الخبيث والخروف الوديع، تعلمنا لا ترهبونا، انفجار البركان، يوم الفراق، يوم اللقاء، بين فراق ولقاء، قصة حيى، القلب

(٣) جريدة الغد، نشر في ٢٠١٨/٢/٤ م. ٢م.

المتحجر، لن أحبك.

وله ديوانان: سؤر الغضب، الشظايا، والأحير فقدت أصوله(١).

البدراوي عبدالوهاب زهران (۱۳٤٩ - ۱۹۳۷ه = ۱۹۳۰ - ۲۰۰۲م) باحث لغوي.



من مصر. حصل على الماجستير في فقه اللغة واللغات السامية والشرقية، و الدكتوراه من جامعة القاهرة، أستاذ ورئيس قسم اللغويات بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية، ثم أستاذ وعميد كلية الآداب بقناء رئيس قسم بجامعة قناة السويس، عميد معهد الآثار بقناء عضو بالمحالس القومية المتخصصة، وبحمع اللغة العربية، ومجمع البحوث الإسلامية، والمحلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ورابطة الأدب الحديث، واتحاد الكُتّاب. كان نشيطًا في الكتابة والتأليف والبحث والتحقيق، متعمِّقًا في علوم اللغة العربية، مكثرًا من التصنيف فيها وفي فروعها الدقيقة ومستجداتها والنظريات اللغوية ومقارنتها بالعربية. أسهم في مؤتمرات علمية مختلفة بأبحاث وأعمال لغوية متنوعة، ومات يوم الثلاثاء الأول من شوال، ٢٤ تشرين الأول (أكتوبر).

من مؤلفاته التي وقفت على عناوينها: أسلوب طه حسين في ضوء الدرس اللغوي، دحض مفتريات ضد إعجاز القرآن ولغته وأباطيل

(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

(٢) العالم الإسلامي ع ١٣٩٧ (١١/١١/١٥١١هـ)
 مع إضافات.

أحرى، عالم اللغة عبدالقاهر الحرحاني المفتن في العربية ونحوها، العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية/ الأزهري (تحقيق، ورد عليه الأستاذ بماء الدين عبدالرحمن في محلة عالم الكتب ربيع الآخر ١٤٠٧ه، وقد جادل فيه محققه بغير حق وأمعن، ثم اعترف. رحمه الله)، في علم اللغة التاريخي: دراسة تطبيقية على عربية العصور الوسطى، اللغة العربية في عصر الحروب الصليبية (رسالة دكتوراه)، شراب الراح فيما يتوصل به للعزي والمراح: وهو شرح على ستة أبيات في فعل الأمر الباقي على حرف واحد للإمام عبدالقاهر الحرجاني (تحقيق)، في علم الأصوات اللغوية وعيوب النطق، الألفاظ/ لعبدالرحمن بن عيسى الحمداني: النسخة المنسوبة لعبدالرحمن الأنباري: الأشباه والنظائر من ألفاظ اللغة (تحقيق)، مبحث في قضية الرمزية الصوتية: طبيعة العلاقة بين الكلمة وما ترمز إليه، من مصنفات الثروة اللفظية، الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم، الرصيد اللغوي، العرب [هكذا في مصدر] لغير الناطقين بالعربية (مع آخرين)، محاضرات في علم اللغة العام

وله العديد من الأبحاث والدراسات اللغوية قدّم بعضها إلى لجنة اللهجات بمجمع اللغة العربية، إضافة إلى مقالات في فقه اللغة نشرت في صحف مصرية وعربية، وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

(٢ مج).

بدوي أحمد طبانة (۱۳۳۳ - ۱۲۲۱هـ؟ = ۱۹۱۴ - ۲۰۰۰م) باحث وناقد أدبي وبلاغي كبير.

إنتهٰئ في المضياء نشدُدُ كُفيا ' نبوالقوم في الضياء عيوناً أوتخذنا مدالسيا لى سناراً ينجل لبدر في المعدد منيراً أورقبننا المحاقة نسرى إليل نفال الظباء تبعث نوراً كنت اخشي مداشوس نبطراً قيشها مدالوصا لي فصيراً

ولد في مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية في

مصر، حصل على الدكتوراه في النقد الأدبي

والبلاغة من جامعة القاهرة، تنقّل في درجات

التدريس الجامعي حتى صار أستاذا ورئيساً

لقسم البلاغة والنقد الأدبى والأدب المقارن

في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. اختاره

الجلس الأعلى للجامعات في مصر عضواً

في اللجنة الدائمة العليا لترقية الأساتذة ذوى

الكراسي في الجامعات المصرية، شارك في

عدد من المؤتمرات العلمية، ومؤتمرات الأدباء

العرب، أشرف على عدد كبير من حملة

الدكتوراه والماجستير المتخصصين في البلاغة

والنقد الأدبي، انتدب أستاذاً في جامعتي

بغداد وطرابلس، وعمل أستاذاً للدراسات

العليا ورئيساً لقسم البلاغة والنقد في كلية

اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود

أُصْل لحا دى الألمعا بد إنَّا فَعَالُم

ألمن بسعرى وقل لسعري سلام

بدوي طبانة (خطه)

ومما كتب فيه:

الإسلامية بالرياض، وعضواً في المجلس العلمي بالجامعة. رأيته مرات في ندوة أدبية، فكان وافر العلم جمّ الأدب، متواضعاً محترماً، عاصر أعلاماً من زملائه في المهنة، فكان يتذكر ويشير ولا يطيل، وطلب منه كتابة مذكراته، فعنده من المعلومات والذكريات ما ليس عند غيره، فاعتذر بعدم قدرته على الكتابة (ارتعاش في اليدين) فأجيب بإملائها على من يريد... ويبدو أنه استجاب لذلك، ولا أدري هل طبعت أم لا.

معركتان أدبيتان مع العقيلي وطبانة علي العمير.

ومما كتب في مؤلّقه «معجم البلاغة العربية» الذي سمعت أنه يعتبر رائداً في مجاله هذا نقد لاذع صدر بعنوان: معجم البلاغة العربية: نقد ونقض/ عبده عبدالعزيز قلقيلة. القاهرة: دار الفكر العربي، ١٤١٢هـ، ٢٥٢ ص.

ومن تآليفه: من أعلام الشعر السعودي، معلقات العرب، أدب المرأة العراقية في القرن العشرين، التيارات المعاصرة في النقد الأدبي، معجم البلاغة العربية، البيان العربي: دراسة في تطور الفكرة البلاغية...، الفلك الدائر على المثل السائر لابن أبي الحديد (تحقيق مع أحمد الحوفي)، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر/ ضياء الدين بن الأثير (تحقيق مع السابق)، النقد الأدبي، أبو هلال العسكري ومقاييسه البلاغية والنقدية، السرقات الأدبية: دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية وتقليدها، معروف الرصافي: دراسة أدبية لشاعر العراق وبيئته السياسية والاجتماعية، نظرات في أصول الأدب والنقد، قدامة بن جعفر والنقد الأدبي، علم البيان: دراسة تاريخية فنية في أصول البلاغة العربية. وله كتب أخرى مطبوعة ومعدَّة للطبع ذكرتما في (تكملة معجم المؤلفين) (١).

(١) وترجمته من كتابه (معجم البلاغة)، الإثنينية

بدوي الجبل = محمد سليمان الأحمد

بدوي بن السعيد راضي (١٣٦٤ - ١٣٦٤ه = ١٩٤٤ - ٢٠٠٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

بدوي طبانة = بدوي أحمد طبانة

بدوي طيب الأسماء = أحمد البدوي بن محمد طيب الأسماء

بدوي عبدالعال بدوي (۱۰۰۰ – ۱۲۲۷ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۲م) (تکملة معجم المؤلفين)

بدوي مصطفى الشيخ (١٣٣٢ - ١٤١٨ه؟ = ١٩٦٣ - ١٩٩٨م)

تربوي، من مؤسّسي حركات وأحزاب. ولد في بلدة مناقل بالجزيرة في السودان. تخرج في كلية غردون قسم المحاسبين، من أوائل التجار الذين فتحوا باب التبادل التجاري بين السودان ونيجيريا، شغل منصب وزير التربية عام ١٣٨٥ه، ومن منجزاته الموافقة على تطوير الكلية الإسلامية إلى جامعة، واعتبار اللغة العربية والدين من شروط النجاح في الشهادة السودانية. رأس تحرير جريدة مؤتمر الخريجين بين ١٣٦٧ - ١٣٦٦هـ، من مؤسسى حزب الأشقاء وعضو المحلس الأعلى للحزب، ومن مؤسسي حركة الإخوان المسلمين، وكان نائباً للرئيس، وإبراهيم المفتى رئيساً، وعلى طالب سكرتيراً. من قيادات الحزب الوطني الاتحادي، عضو في العديد من مجالس إدارات المؤسسات التعليمية والجمعيات الخيرية(١).

٤٠٩/١٢، الموسوعة الموجزة ٢٠٨/١٦. وخطه من معجم البابطين لشعراء العربية.

(٢) معجم شخصيات مؤتمر الخريجين ص ٤٨.

بديد الأبييري = محمد بن محمد العيدي

بديع بغدادي (۱۳۳۹ – ۱۶۲۸هـ = ۱۹۲۰ – ۲۰۰۷م) (تکملة معجم المؤلفين)

بديع تقي الدين (١٣٣٨ - ١٩٢١ - ٢٠٠٠م؟ = ١٩٦٩ (تكملة معجم المؤلفين)

بديع شبلي = بديع فياض شبلي بديع فياض شبلي (١٣٢٩ - ١٤١١هـ = ١٩١١ – ١٩٩١م) شاعر صحفي.



من بلدة ميفوق بلبنان، تعلم في مدرسة ميفوق للرهبنة المارونية، ثم مدرسة الإخوة المريدين في جبيل، درَّس في عدد من المدارس، أنشأ مجلة «الورود» ورأس تحريرها عام ١٣٦٧ه (١٩٤٧)، وأسهم في تأسيس المجلس الثقافي بجبيل، وحاز عدة أوسمة. له ديوان شعر مخطوط (٣٠).

بديع الكسم = محمد بديع بن عطا الله  $||\mathbf{k}||$ 

 (٣) معجم أسماء الأسر والأشخاص ص ٦٤،٤، قوى ومدن لبنان ٢٣٧/٣، ١٩٧٤/١، معجم البابطين لشعراء العرسة.

## بديع محمد رؤوف معلم (١٣٤٤ - ١٩٢٥ = ١٩٢٥ - ٢٠٠٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

بديع مصطفى حقي (۱۳۲۱ - ۱۹۲۱ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۰م) دبلوماسي وحقوقي أديب.



من دمشق. حاز على دكتوراه في الحقوق الدولية من باريس، مع دبلوم في الحقوق الجزائية. عمل في السلك الدبلوماسي أربعين عاماً، وتجول في عدة بلدان عربية وعالمية، نشر قصصه وترجماته في المحلات والصحف الدكتوراه حول فلسطين والانتداب البريطاني، وظلَّ متخصصاً في هذا المجال طوال عمله العرب، وفي جمعية القصة والرواية به. فاز العرب، وفي جمعية القصة والرواية به. فاز بجائزة الدولة أيام الوحدة. مات في ١٧ شوال، ٢٣ من الشهر الميلادي الأول.



بديع حقي (خطه)

ومن عناوين كتبه: سحْر (شعر)، حفون تسحق الصور (رواية)، أحلام الرصيف

المجروح (رواية)، قمم في الأدب العالمي،
الشجرة التي غرستها أمي (سيرة ذاتية)،
همسات العكازة المسكينة، لا تزال الشمس
تشرق/ همنغواي (ترجمة)، المعطف/ غوغول
(ترجمة)، البستاني/ طاغور (ترجمة)، شيترا/
طاغور (ترجمة)، دورة الربيع/ طاغور (ترجمة)،
قصائد مناضلة/ أحمد سيكو توري (ترجمة)،
التراب الحزين، جيتنجائي/ طاغور (ترجمة)،
روائع طاغور في الشعر والمسرح/ طاغور
روائع طاغور في الشعر والمسرح/ طاغور
روهي من أعماله السابقة)، وله غيرها مما
ذكرته في (تكملة معجم المؤلفين)(1).

بديع الدين الراشدي = محمد بديع الدين....

بديع الزمان الكردستاني = عبدالحميد بن عبدالمجيد

بدِّين بن عبدالرحمن = أحمد الأمين بن عبدالرحمن

أبو البراء = أحمد زرابيب

برزان التكريتي (۱۳۷۱ - ۱۹۷۷ه = ۱۹۵۱ - ۲۰۰۷م) رجل مخابرات، أخ غير شقيق لرئيس العراق صدام حسين.



(۱) الأسبوع الأدبي ع ١٩٤ (١٧/٠/١٠) (١٤ ١٤٠)، و ع ١٤٢ (١/٢/٢) (١٥)، أعضاء اتحاد الكتاب المحرب ص ٢٠٠، الثقافية (ذو الحجة ١٤١٧) ص ٥٦، معجم الروائين العرب ص ٥٧، معجم البابطين (١/٧٧) معجم المؤلفين السوريين ص ١٣٤، الموسوعة الموجزة معجم المروسوعة الموجزة (السورية) ١١/٨٤.

تخرَّج من كلية العلوم السياسية في جامعة المستنصرية ببغداد، رافق أخاه منذ استيلائه على السلطة في تموز ١٩٦٨م، ومع انسحاب الرئيس أحمد حسن البكر من السلطة سنة ١٣٩٩هـ (١٩٧٩م) تولى صدام كل السلطات، وبرز برزان بقوة، فكان مدير الاستخبارات. قمع الشيوعيين الذين انسحبوا من الحكومة، والمعارضين الأكراد الذين لم يرضهم الحكم الذاتي، وبقى مدة (٢٤) عاماً رجل أسرار الرئيس في الدولة، كما في العائلة. وبعد وفاة والدته (١٤٠٣هـ) حُرم من دعم كبير في النظام، فأقيل من منصبه. ثم كان رئيساً لبعثة العراق لدى الأمم المتحدة، وسفيراً للعراق في جنيف لمدة (١٢) عاماً، بمسك بمفاتيح خزانة أموال أحيه في البنوك الأوربية، ثم إن السلطات الفدرالية السويسرية منعته من الإقامة في سويسرا، متهمة إياه بأعمال إبادة تعرض لها آلاف الأكراد عندما كان مديراً للمخابرات العامة في بغداد، وزجَّ الآلاف منهم في السجون، ونقل في شاحنات آلافًا آخرين إلى مناطق مجهولة وانقطعت أخبارهم كما جاء في تقارير الأمم المتحدة، ولم يظهر أحد منهم بالرغم من إعلان العفو العام، حيث يرجح أنهم قد لقوا حتفهم. وعذَّب كثيراً من المعتقلين العراقيين وشرَّد عائلاتهم. خضع للإقامة الجبرية في (٥) آذار قبل شهر من مقتله، وكان مختلفاً مع عدي ابن صدام، ومختلفاً مع صدام نفسه حول تسلم قصى مكان أبيه... وعندما احتل الأمريكان العراق قبض عليه وحوكم ثم أعدم بعيد أخيه صدام عندما حكم الشيعة، يوم الاثنين ٢٥ ذي الحجة، ١٥ كانون الثاني (يناير)، وقد انقصل رأسه من جسده، وكان مريضاً بالسرطان.

من مؤلفاته التي وقفت على عناوينها: الصراع الدولي في منطقة الخليج والمحيط

الهندي وتأثيره على أقطار الخليج العربي(١).

برزخ سمكوغ (۰۰۰ - بعد ۱۹۱۲ه؟ = ۰۰۰ - بعد ۱۹۹۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

برصوم يوسف أيوب (١٩١٨ - ١٩١٨ هـ = ١٠٠٠ – ١٩٩٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

**برکات جمعة إدريس** (نحو ۱۳۲۱ – ۱۲۲۲ه= نحو ۱۹۴۲ – ۲۰۰۱م۹) (تکملة معجم المؤلفین)

بركات الضماد (۰۰۰ - نحو ۱٤۰۸ه = ۰۰۰ - نحو ۱۹۸۷م) نقیه.

من درعا. تخرّج على الشيخ على الدقر بدمشق، اختير عضواً في المجلس الإسلامي الأعلى. تولى إفتاء محافظة درعا حتى وفاته(٢).

برلنتي عبدالحميد (١٣٥٤ - ١٣٤١هـ = ١٩٣٥ - ٢٠١٠م)

اسمها الحقيقي (نفيسة بنت عبدالحميد محمد حسن حواس).

ولدت في محافظة بني سويف، وحصلت على دبلوم في فن التطريز، ونصحها زكي طليمات بالالتحاق بقسم التمثيل بدل قسم النقد في معهد الفنون المسرحية. تزوجت من وزير الحربية المشير عبدالحكيم عامر، وابتعدت عن التمثيل إثر زواجها منه. وتزوجت بعد اثني عشر عاماً من وفاته بمهندس. وكان أول أدوارها في مسرحية الصعلوك، وشاركت في أدوارها في مسرحية الصعلوك، وشاركت في اللحياة ع ١٩٩٩، ١٩٤٢ هـ، المشرق الأفسر (١) الحياة ع ١٩٩٩، ١٩٤٢ هـ (وقم العدد للأخير)

(۲) علماء دمشق وأعيانها ص٦٦٠.

العديد من المسرحيات بعد انضمامها إلى فرقة المسرح المصري الحديث. وأول ظهور لها في السينما في فيلم شم النسيم عام الآلام التي السينما في فيلم شم النسيم عام شاركت فيها: ريا وسكينة. وأسست شركة بانتاج لتقديم أفلامها. وذكرت أنما توصلت بأدلة مادية قوية على قيام أجهزة عبدالناصر بقتل زوجها المشير بالسم للتخلص من الحقائق التي بحوزته بشأن أسرار حرب يونيو الحقائق التي بحوزته بشأن أسرار حرب يونيو الجبرية لمدة طويلة إثر ذلك. واعتزلت الحياة الاجتماعية في السنوات الأخيرة وارتدت الحياة المحاب، وشبعت جنازتما يوم الأربعاء ٢٦ ديسمبر.

ولعبدالله إمام: عامر وبرلنتي: الحكاية - القضية - الحكم - الوثائق. - القاهرة: سينا للنشر، ١٤٠٩هـ، ١٨٨ص.

وأصدرت كتاباً حول زواجها بعنوان: المشير وأنا، وتلته بكتاب آخر عنوانه: الطريق إلى قدري.. إلى عامر. وذكرت أنه أفضل توثيقاً من كتابها الأول<sup>(١)</sup>.

برهان بخاري (۱۳۲۰ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۶۱ - ۲۰۱۰م) کاتب موسوعي ومترجم حاسويي.



ولد في دمشق، ودرس الفلسفة واللغة الإنجليزية في جامعتها، وأسهم في الأحداث

(٣) الأهرام ع ٢٨٦٦ (٢٦/١٣/١٦) العربية
 نت ٢٨١٥ (٢٣١/١٢/١٢) الهل المفن ص ٢٨٨، وفي
 الأخير أنها من القاهرة.

السياسية والفكرية بالمنطقة، وعرف بابتكاره عدداً من الوسائل التعليمية لطلاب المدارس، ثم قام بتنفيذ مشروعه الخاص بمحو الأمية للكبار، وأعدُّ مناهج لتعليم اللغة العربية للأجانب، وتعليم اللَّغات الأجنبية للعرب، ووضع عدداً كبيراً من الكتب والأبحاث في هذا الميدان. ومارس كتابة المقالة الصحفية والنقد الأدبي والقصة القصيرة والرواية والشعر والمسرح، وكتب للصحف والمحلات والإذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح. وفي عام ١٣٩٩ه دُعي إلى طشقند عاصمة أوزبكستان للاشتراك في العيد الألفى لابن سينا، وكانت هذه الدعوة وراء دخوله الواسع إلى عالم الأكاديمية، حيث ترجم لأوَّل مرة قطعاً أدبية من الأوزبكية إلى العربية مباشرة، وكانت الترجمة قبل ذلك تمرُّ عير اللغة الروسية. ثم وضع الأسس العلمية لأوَّل معجم أوزبكي عربي، وعربي أوزبكي، وكتب عدداً ضحماً من الدراسات حول بنيوية اللغة الأوزبكية وعلاقتها التاريخية مع اللغة العربية. واستضافته جامعة الكويت أستاذًا زائرًا عام ٤٠٣ه، فأسهم في تطوير بحث حول الصوتيات العربية بما يعرف بالكلام المركب صناعياً والحاسب الآلي، ومهدت الأبحاث الطريق له لانتقاله إلى العالمية، فقام بتصميم جهاز حاسوبي قادر على تنضيد جميع أبجديات العالم والتعامل معهاء وقد قامت بتنفیذه شرکة ((مونوتایب)) البريطانية، وعرف عالمياً بلوحة مفاتيح البخاري. وأمضى ثلاث سنوات في أوربا من عام ١٤٠٤ - ٢٠٤١ه في مراكزها العلمية وجامعاتما، وشارك في عدد من المؤتمرات والمعارض الدولية الخاصة بالترجمة الآلية، ووضع أسس نظريته الخاصة بالترجمة الآلية، التي عرفت فيما بعد بنظرية اللغة العليا (السوبرا لنغوا) القادرة على الترجمة الفورية إلى جميع لغات العالم دفعة واحدة. وله آراء منكرة في الحديث الشريف وغيره، وقد ردًّ

عليه أهل العلم ونقدوه وويخوه، وليس هو من أهل العلم.

وعندما تعثر تحقيق نظريته الخاصة في الترجمة الآلية عاد إلى دمشق واعتكف لإنحاز مشروعه الضخم المعروف بإعادة بناء التراث العربي والإسلامي على الحاسوب، الذي يتألف بشكل أساسي من عشر موسوعات، منها: موسوعة الحديث النبوي الشريف، التي يربو عدد أجزائها على مائة جزء، وقد قام بطباعة الجزء الأول منهاء والباقى قيد النشر، وموسوعة شعرية عن نزار قبائي، فموسوعة الحضارة العربية الإسلامية، فموسوعة الشعر العربي. وقد كان جهده العلمي في محال الشعر هو نواة موسوعة الشعر العربي التي صدرت عن الجمع الثقافي في أبوظبي، ثم صدرت عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وقد قام بشرح مشروعه في عدد من اللقاءات الصحفية والتلفزيونية والإذاعية باللغة العربية والإنكليزية.

وفي عام ٢ ١ ٢ ١ ه بدأ بكتابة سلسلة مقالاته في صحيفة ((تشرين)) صباح كل أحد، التي أثارت أموراً جديدة فيما يبدو من أسلوب معالجته لها، وكانت بعناوين صارحة، مثل: لماذا نعيد كتابة التاريخ، مؤرخ دمشق الكبير ليس مؤرخاً، هل نحالف الشيطان؟. توفي يوم ليمادى الآخرة، ٢ أيار (مايو)(١).

برهان الدجاني = برهان الدين بن أحمد راغب الدجاني

برهان بن سعد الدين قصاب حسن (۱۳٤٤ - ۱۹۲۳ هـ = ۱۹۲۰ - ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۱) الأبجدية الجديدة ع ۲۵ (۲۰/۲/۲۵ ۲۰۹۰)، الوطن (السعودية) ۲۰/۰/۲۰۹۰، موقع الإمام علي (إثر وفاته)، الأسبوع الأدبي ع ۱۹۹۷ (۲۵/۵/۲۹) ۵۲ ص.۹.

برهان غایب حسین (۱۰۰۰ – ۱٤۳٤ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۳م) (تکملة معجم المؤلفین)

برهان کرکوتلي (۱۳۵۰ – ۱۹۲۱هـ = ۱۹۳۱ – ۲۰۰۳م)



ولد في دمشق من أسرة كردية فقيرة، درس التصوير الملوّن في كلية الفنون بالقاهرة، واصل دراسته في كلية سان فرناندو بمدريد، وفي برلين درس فنّ الحفر والتصوير الجداري، أستاذ فنّ الجرافيك في كلية الفنون بدمشق، رسّام صحفي بالمغرب ولبنان، كما عاش في ألمانيا رسّام، استلهم تراث فنّ الرسم الشعبي، اعتبر من أكبر التعبيريين الحقارين.



لوحة لكركوتلي

صدر فيه كتاب: برهان كركوتلي: فنان الحرمان والغربة/ غازي الخالدي(٢).

الحرمان والغربة/ غازي الخالدي<sup>(۱)</sup>.

(۲) الحياة ۲/۲/۵۳/۳ه، كتاب في جريدة (ملحق تشرين) رقم ٤٠ (١/٣/٧، ٢٥)، واللوحة من موقع (صافيتا في عيوني).

برهان اللدين بن أحمد راغب الدجاني (مهان اللدين بن أحمد راغب الدمام) اقتصادي حقوقي أكاديمي. عُرف بردرهان الدجاني».



ولد في قرية بيت دجن التابعة لمدينة يافاء حصل على إجازة في العلوم من الجامعة الأمريكية ببيروت، ثم أصبح أستاذاً في هذه المادة، ونال دبلوماً في الحقوق من معهد الحقوق الفلسطيني بالقدس. أنشأ جريدة (الهدف) عام ١٣٧٠ه، أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، أستاذ الاقتصاد في عدة جامعات بلينان. من مؤسسى مؤسسة الدراسات الفلسطينية، رئيس النادي الثقافي العربي في بيروت. أسهم في التأسيس النظري لمشروع الوحدة الاقتصادية في العالم العربي، وكذلك من الناحية السياسية، وقد تأثر بفكر قسطنطين زريق في تطبيق العلمانية، وشارك في الدعوة للمقاطعة الاقتصادية للكيان الصهيوني. توفي يوم الجمعة ١٦ جمادي الأولى، ١٥ أيلول (سبتمير).

من عناوين كتبه المطبوعة: الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية (رئيس تحرير، لعدة أعداد)، القافلة: قصة الشرق الأوسط/ كارلتون كون (ترجمة)، العلاقات الاقتصادية في الدول العربية في الوطن العربي: دراسة اقتصادية (مع شفيق الأخرس وعامر الشريف)، دراسات في الدولة الاتحادية/

تحرير بوي وفردريك (ترجمة)، الصناعة التنمية الاقتصادية للأردن، الاقتصاد العربي، تحليل بعض أوجه العلاقات الاقتصادية بين ذكرتها في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

وأثرها في المحتمعات والأفراد، مراحل النمو الاقتصادي/ روستو (ترجمة)، محاضرات عن البلاد العربية. وله غير هذه الكتب التي

برهان اللين بن أحمد الزرقاني (7271 - .. 31a = 3781 - PVP14) شيخ صوفي.



من قرية طيبة الجعفرية وسط الدلتا المصرية. حصل على العالمية من الأزهر، وعمل إماماً وخطيباً وواعظاً بمساجد الإسكندرية، أسَّس الطريقة الإخلاصية الشاذلية، كما أسس جمعية أهل الذكر بالإسكندرية سنة ١٣٧٥ه، ومسجداً، له أتباع، وصاروا يقيمون له «مولداً» في مسجده بالإسكندرية كل عام، ويلقبونه بأبي الإخلاص. وله شعر

له كتاب مطبوع بعنوان: المنهاج النوراني والنوال الرباني، وكذلك «ديوان أهل الذكر»، وله مطوّلة شعرية ذات طابع ملحمي بعنوان:

(١) عائلات وشخصيات من يافًا ص ٢٧٩، موسوعة أعلام فلسطين ٢/٢، التجارة والصناعة ع ٦ (جمادى الآخرة ١٤١٤ه) ص ٤٤، دليل كتاب فلسطين ص ١٤٠ موسوعة أعلام الفكر العربي ص٢٠١. وصورته من معجم البابطين لشعراء العربية.

آداب أولياء الرحمن، وكتاب آخر عنوانه: أسرار المحبين(٢).

برهان الدين حسن العبوشي (2141 - 1131A) = 1111 - 1779) مجاهد، من رواد الشعر المسرحي بفلسطين.



ولد عدينة جنين الفلسطينية، فُصل من الجامعة الأمريكية ببيروت لأسباب سياسية، عاد ليعمل في بنك الأمة العربية وبنوك أخرى، وشارك في الحركة الوطنية الفلسطينية، وكان مناصراً للشهيد عز الدين القسام، فاعتقل وتنقّل بين عدة سجون. نُزح إلى بيروت، فدمشق، فبغداد، ومنح الجنسية العراقية، ودرَّس هناك زهاء ثلاثين عاماً، وشارك في ثورة رشيد عالى الكيلابي ضد الإنحليز، عاد سراً إلى فلسطين وشارك في الجهاد وجُرح، عاد بعد النكبة إلى بغداد حتى وفاته. حضر مؤتمرات أدبية عديدة وحصل على وسام القدس للثقافة والآداب.

من كتبه: وطن الشهيد (مسرحية شعرية)، شبح الأندلس (مسرحية شعرية)، عرب القادسية (مسرحية شعرية)، حبل النار (شعر)، النيازك (شعر)، الفداء (مسرحية شعرية)، إلى متى (شعر)، جنود السماء (شعر)، من السفح إلى الوادي إلى صوت أجدادي (مذكراته، خ) (۱۳).

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

(٣) معجم الأدباء الإسلاميين ١٨٠/١، موسوعة أعلام العراق ٣٢/٢، معجم المؤلفين العراقيين ١٨٢/١، من

برهان الدين رباني (POT1 - 1731a = +371 - 11.74) رئيس أفغانستان.



من مواليد فيض آباد عاصمة ولاية بدخشان، من قومية الطاحيك. تخرّج في كلية الشريعة الإسلامية بكابل عام ١٣٨٣ه، وحصل على الماجستير في الفلسفة الإسلامية من جامعة الأزهر بالقاهرة، وجاهد ضدًّ الشيوعية والتدخل السوفيتي في أفغانستان، وكان من زعماء الجاهدين الأقوياء ذوي السمعة الطيبة، وله أنصار كثر، ولذلك تولَّى الرئاسة الدورية التي شكلها المحاهدون بعد إطاحتهم عام ١٤١٢ه بالرئيس الشيوعي بحيب الله الموالى للسوفييت وإعدامه في ميدان بكابل، وظل في السلطة أربع سنوات، لكنه لم يف بوعوده في الحكم بالإسلام، ورأت حركة طالبان أنه غير مخلص للمبادئ الإسلامية التي ضحى لأجلها الجاهدون آلاف الأرواح على مدى سنوات، فحاربته طالبان وانتصرت واستولت على الحكم، وفرً هو عام ١٤١٧ه (١٩٩٦م). ولما تدخلت أمريكا واحتلت أفغانستان ونحت حركت طالبان عن الحكم بسبب ارتباطها بتنظيم القاعدة، عاد هو إلى الواجهة في زمن رئاسة كرزاي، وتولَّى رئاسة الجلس الأعلى للسلام في أفغانستان، وهي هيئة مكلفة بملف المصالحة في البلاد، منها التفاوض مع

أعلام الفكر والأدب في فلسطين ص٠٤٠، الشعراء العرب في القون العشرين ص ١٣١، موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين ص ٩٢، موسوعة أعلام فلسطين ٢/٢٧، شعراء فلسطين في القرن العشرين ص ١٢٣ (ووفاته في هذا المصدر ١٢٨٩هـ؟) الثقافة (سورية) ذو القعدة ١٤٢٧هـ، ص٥٨، أدباء من جبل النار ص ٧٤.

طالبان، ولكنه لم ينجح في مسعاه. ولم يكن يرى الوجود الأوربي والأمريكي في أفغانستان احتلالًا، بل لاستتاب الأمن وما إلى ذلك! وقُتل في انفجار أعدته حركة طالبان في منزله بكابل يوم الثلاثاء ٢٢ شوال، ٢٠ أيلول (سبتمبر)(١).

برهان الدين بن عبدالرحمن دلُّلو (۱۳۶۲ - قبل ۱۹۲۰ - قبل ۱۹۲۰ - قبل ۲۰۰۰م؟) كاتب باحث في التاريخ.



من دير الزور بسورية، حصل على شهادة دار المعلمين العليا، ودبلوم التربية، درَّس في ثانويات دير الزور والنبك ودمشق، وتقاعد سنة ٨٠٤ اه. تفرَّغ للتأليف والتدريس في قسم التاريخ بجامعة دمشق حتى وفاته.

كتبه المطبوعة: المساهمة في إعادة كتابة التاريخ العربي الإسلامي، جزيرة العرب قبل الإسلام: التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والعراق في العصور القديمة وما قبل التاريخ، والعراق في العصور القديمة وما قبل التاريخ، عدد من الباحثين)، الاتجاهات ذات الطابع الاجتماعي عند العرب في العصر الوسيط، بلاد الشام: التاريخ الاقتصادي والاجتماعي المناس الحديث (٤ج)، بحوث والثقافي والسياسي الحديث (٤ج)، بحوث فلسطينية، الشعر العربي القديم: ديوان العرب، الديمقراطية البرجوازية والديمقراطية

(١) الجزيرة نت ٢٢/١٠/٢٢هـ وإضافات.

الاشتراكية والاشتراكية الديمقراطية بين النظرية والتطبيق (٢).

برهان الدين العبوشي = برهان الدين حسن العبوشي

بسّام حجّار (۱۳۷۵ - ۱۳۷۰ه = ۱۹۵۵ - ۲۰۰۹م) شاعر مترجم.



ولد في صور جنوبي لبنان. درس الفلسفة في المخامعة اللبنانية، وتخرّج في جامعة السوربون بباريس متخصصاً في الدراسات المعمّقة في الفلسفة، عمل في الصحافة منذ سنة وكان أحد مؤسسي ملحق النهار الأدبي. ثم انتقل إلى صحيفة «المستقبل» عاملاً في ملحق «النوافذ». وكان منعزلاً، واختار صيدا مكاناً لعزلته، ومات في ٢٢ صفر، ويا شباط (فيراير).

ترك نحو (۱۲) بحموعة شعرية، وأكثر من (۲۰) كتاباً مترجماً. وهذه قائمة ببعض أعماله، تأليفاً ونظماً وترجمة: الاقتصاد النقدي المصرفي، نظام النقد المالي وأسعار الصرف، أن ترحل: رواية/ الطاهر بن جلون (ترجمة)، إنشاد المنادي: قراءة في شعر هولدرلن وتراكل/ مارتن هيدجر (تلخيص وترجمة)، باودولنيو/ إمبرتو إيكو (ترجمة مع وترجمة)، باودولنيو/ إمبرتو إيكو (ترجمة مع

بضعة أشياء، بلد الثلوج/ ياسوناري كواباتا (ترجمة)، بولكا/ سان أنطونيو (ترجمة)، بيوجرافيا الجوع/ نوثومب (ترجمة)، لبس: رواية/ جيز والدو بوفالينو (ترجمة)، هل الرأسمالية أخلاقية أ/ أندرة كونت سبونفيل (ترجمة)، أمس: رواية/ أغونا كريستوف (ترجمة)، اليوم المرتجى لسمك الموز/ ج. د. سالنجر (ترجمة)، وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

نجلا حمود)، سوف تحیا من بعدي (شعر)،

بسام زعمط (۱۳۷۱ – ۱۹۲۵ه = ۱۹۰۱ – ۲۰۰۶م) (تکملة معجم المؤلفين)

بسام صالح كبَّة (۱۳۷٤ - ۱۹۲۵ه = ۱۹۹۵ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

بسًام عبدالرحيم عودة (١٣٧٣- ١٤٣٣ه = ١٩٥٣ – ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

بسام عبدالغني صبرة (۱۳۷٤ – ۱۹۳۱هـ = ۱۹۵۰ – ۲۰۱۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

بسنتي رزق الله (۱۳۲۸ – ۱۹۰۱ه = ۱۹۱۰ – ۱۹۲۱م)

لغوي قبطي.

من الإسكندرية بمصر. حصل على دبلوم في التجارة، وعمل في البلدية، ثم دَرَسَ على نفسه اللغة القبطية، وغيَّر اسمه من «نبيه» إلى «بسنتي» الذي يعني «الأساس». عمل على نشر اللغة القبطية في كل أنشطة الحياة، وتحمَّس لذلك كثيراً، مع الأطفال والشباب خاصة خارج الكنيسة، ليترسَّخ (٣) جهة الشعر (موقع، إثر وفاته)، المستقبل (لبنان) ع (٣) جهة الشعر (موقع، إثر وفاته)، المستقبل (لبنان) ع

ذلك في أذهائهم ويتداولوا مصطلحاتها فيما بينهم، ثم عمل أستاذاً في الكلية الإكليريكية بالإسكندرية، وتتلمذ على يديه العديد من الدارسين، ثم أشرف على مدرسة تعليم اللغة القبطية بالدار البطريركية بالإسكندرية.

له: كتاب البابا كبرلس السادس لتعليم اللغة المصرية (القبطية)، المرجع في قواعد اللغة القبطية، قاموس الكلمات القبطية باللهجة العامية، وقاموس من العربية إلى القبطية، ومؤلفات في الأمثال الشعبية والأزجال والأناشيد الكنسية(١).

بسيم الذويب = محمد بسيم بن محمد كمال...

بسیم مراد (۱۳۳۰ – ۱۶۰۵ه = ۱۹۱۱ – ۱۹۸۰م) سحف

من سوريا. مارس العمل منذ عام ١٣٤١هـ (١٩٢٢م)، إذ راسل عدة صحف، ثم أصدر عام ١٣٤٧هـ (١٩٢٨م) جريدة «الأسبوع المصور»، وفي السنة نفسها أصدر صحيفة "الخازوق"، وفي عام ١٩٣٦م أصدر جريدة «الأحبار» لحسابه بعد أن كان مديرها عام ١٣٥٧هـ (١٩٣٣م) فاستمرت في الصدور سنوات طويلة.

له من المؤلفات: دليل المصارف، دليل الممهورية السورية (٢).

بسيمة فخر الدين فخري (۱۳۴۱ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۲۰ - ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۱) موسوعة أعلام العلماء ٢٤٦/١.
 (٢) الموسوعة الصحفية العربية ٢٩١١، معجم الجرائد السورية ص ٩٤٤، وورد اسمه في هذا المصدر: محمد بسيم مراد، منتدى مطر ٢٩١/١/٢٠ ٢م.

بسيوني عثمان (۱۰۰۰ – ۱٤۲۹ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۸م) (تکملة معجم المؤلفين)

البسيوني قنعان سليمان (١٣٥٠ - بعد ١٤١٠ه؟ = ١٩٣٢ - بعد ١٩٩٠م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

بشار نديم الموصلي (١٣٥١ - ١٤٢٢ه = ١٩٣٢ - ٢٠٠٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

بشارة قسّيس المشمَّل (۱۳۳۲ - ۱۹۲۳ه = ۱۹۱۱ - ۲۰۱۲م) کاهن أديب.



ولد في بلدة فيروزة المجاورة لمدينة حمص بسورية، من أسرة سريانية أرثوذكسية. تعلم في مدرسة الميتم السرياني ببيروت، وتلقَّى دراسات عليا على الشاعر شعيا عطا الله، وحمد سعيد العرفي، وتعمَّق في اللغة العربية وآدابها، ثم درَّسها في محافظتي دير الزور والحسكة بسورية، وفي بلدته، وعبِّن مديرًا لمدرسة زيدل بحمص. وأثناء احتلال فرنسا لسورية أرادت فصل الجزيرة عنها (محافظة الحسكة)، فعارض، وكتب قصيدة في ذلك، فعارض، وكتب قصيدة في ذلك، فنعي إلى المالكية على حدود العراق. وقد طالع في الكتب وأحبً الشعر، ونشر فتصائد له في صحف سورية ولبنانية، إضافة قصائد له في صحف سورية ولبنانية، إضافة إلى مقالات في المجلة البطريكية بدمشق.

١٩٧٨م. وخصَّص مساحة واسعة من شعره في وصف الكنيسة وبطاركتها. توفي في ٣٠ يناير (كانون الثاني).

نُشر له من الكتب: نفحات فيروزية (ديوان شعر)، فيروزة في طريق الجد، الشوارد في مفردات اللغة العربية، رحيق البيان في حياة القس سليمان، أضواء مهجرية، درر وغرر من نفثات شعراء البدو والحضر(٣).

بشارة مارون (۱۳۲٤ – ۱۹۱۹ه؟ = ۲۰۹۱ – ۱۹۹۸م) محف

من «عين سعادة» في قضاء المتن بلبنان. حرَّر في الصحف، أصدر جريدة «الرواد»، عضو مجلس نقابة الصحافة اللبنانية(<sup>1)</sup>.

بشير إبراهيم بشير (١٣٥٩ - بعد ١٤١١ه = ١٩٤٠ - بعد ١٩٩١م) (تكملة معجم المؤلفين)

البشير إبراهيم خريِّف (١٣٣٥ - ١٤٠٣ه = ١٩١٧ - ١٩٨٣م) كاتب قصصي، من أنصار العامية.



ولد في نفطة بتونس، انتقلت الأسرة للسكني بالعاصمة، التحق بمدرسة دار الجلد العربية الفرنسية، وأحرز الشهادة الابتدائية، ثم

> (٣) موقع زيدل ٢/٢/٧ ٠ ٢م. (٤) قرى ومدن لينان ١٨١/٨.

ولد في (أم درمان) بالسودان، حصل

على إجازة في الحقوق من جامعة القاهرة،

ودكتوراه في الاقتصاد من جامعة السوربون،

ودبلوم في العلوم السياسية. عمل في المحاماة

والصحافة عصر، وأنشأ أول مكتب للقطن

ودراساته بوزارة المالية في السودان، وعمل

رئيسًا لجلس إدارة البنك الأهلى، وقام

بمهمات اقتصادية واجتماعية في دول عدة،

وفي منظمة الوحدة الإفريقية، ولجنة الأمم

المتحدة، وكان أول سفير للسودان في فرنسا،

ومُمثلًا غير مقيم في دول عديدة، ولدى

الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية. وكان

أول ممثل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

للأمم المتحدة بجنيف، وترأس العديد من

وفود السودان إلى المحافل الدولية، كما

عمل مستشارًا لدى اليونسكو ومثَّلها في

كثير من المؤتمرات، وترأس الجمعية السودانية

للأمم المتحدة. وارتبط بجريدة (الرأي العام)

السودانية منذ أن عمل مراسلًا لها بمصر في الستينات الهجرية من القرن الماضي، حتى

آخر مقالاته قبل أسبوعين من وفاته، وكان يكتب فيها مقالًا أسبوعيًا كلَّ يوم سبت.

توفي يوم الثلاثاء ١١ رجب، ٢٢ يونيو. وتجمع آثاره لإصدارها في كتاب<sup>(٢)</sup>. التحق بالمدرسة العلوية الثانوية، لكنه فصل منها لضعفه في الرياضيات، وقضى تسعة عشر عاماً متنقلاً بين المدارس الابتدائية والمهنية، وكان يتردد على مجالس الأدباء، ولا يهمل وقته، واعتبره بعضهم رائد كُتّاب القصة الطويلة في تونس، وكان من أنصار العامية، بل من المتحمّسين في الدفاع عنها كلغة كتابة! وكتب في مجلة الفكر س ٤ عكالح مقاله الشهير «خطر الفصحى على العربية»!

وكُتب في أدبه:

الكتابة القصصية عند البشير خريّف/ فوزي الزمرلي.

البشير خريِّف في عيون النقّاد/ فوزي الزمرلي وآخرون.

كتبه المطبوعة: برق الليل (رواية)، الدقلة في عراجينها، مشموم الفل، (مجموعة قصص)، حبك درباني، (رواية) نشرها أولاً بمجلة «الفكر» بعنوان «إفلاس» سنة ١٣٧٩هـ (٩٥٩ م)(١).

بشیر بن أحمد الصقال (۱۳۲۵ - ۲۰۰۱ه = ۱۹۰۷ – ۱۹۸۹م) عالم خطیب مجاهد.



(١) تراجم المؤلفين التونسيين ١١/٥، مشاهير التونسيين ص١٣٧، مع الأدب والأدباء ص ٢٥٦. وحديث عنه في كتاب: ما اقتبسه التونسيون وترجموه من الآداب الأجنبية ص ٣٧.

من الموصل، درس على علمائها، وأجيز في علمي المنقول والمعقول، عيّن إماماً وخطيباً في جوامع الموصل، ودرَّس فيها العلوم الشرعية والعربية، وتخرَّج عليه جمع من شيوخ العلم، وكان ذا مكانة علمية، وعُدَّ من رجال اليقظة الإسلامية، وانتخب نائباً في مجلس الأمة والبرلمان في أواسط الخمسينات من القرن الهجري الماضي. أسهم في تأسيس جمعية الشبان المسلمين فرع الموصل، وانتخب رئيساً لجمعية البر الإسلامية. ساند حركات التحرر في فلسطين والحزائر، وجمع لهما المال والتأييد، وكان مجاهداً كبيراً، واعتقل ثلاث مرات أيام الحكم الملكي بالعراق، وأقصى عن وظائفه. وكان إلى جانب علومه الإسلامية أديباً، حفظ روائع الشعر والنثر العربي في عصوره المختلفة، ودخل معترك الصحافة منذ شبابه، وكتب في عدد من الجرائد والمحلات (أكثر من ١٨ صحيفة وبحلة)، وله قصائد شعر، وأجاز عدداً من العلماء، وهم قلة، واكتسب بالتجارة. مات في ٨ ذي الحجة، الأول من آب (أغسطس).

جُمعت خطب له مع محاضرة وصدرت في كتاب يحمل عنوان المحاضرة، وهو: اليقظة الإسلامية، وله ديوان شعر لم يطبع. وله أيضاً: النفسية العسكرية في الإسلام، نشر بعضها في مجلة «الشبان المسلمين»(1).

بشير إمبركي = معطي البشير

بشير البرغوثي = بشير عبدالكريم البرغوثي

بشير البكري (١٣٣٦ - ١٤٣١ هـ = ١٩١٨ - ٢٠١٠م) دبلوماسي ومستشار اقتصادي.

بشیر بوارشی (۱۳۵۳ - ۱۲۶۱ه؟ = ۱۹۳۴ - ۲۰۰۰م) محرر صحفی.

(٣) صحيفة الرأي العام السودانية ٢٣ يونيو ١٠١٠م.

(Y) مقدمة كتاب «اليقظة الإسلامية»، موسوعة أعلام

العراق ٣٣/٣، موسوعة أعلام الموصل. وهكذا ورد تاريخ

وفاته... والذي يوافق الأول من آب هو ٢٦ ذي القعدة.

من دمشق. حصل على الشهادة الثانوية، راسل جريدة «أخبار اليوم» الصادرة في القاهرة، حرّر في جريدة «الطليعة»، ثم في جريدة «الأخبار» بدمشق، وغادر إلى بيروت أيام الوحدة ليعمل مندوباً لجلة «الحسناء» و «شهرزاد»، ثم عمل في صحافة الكويت، وأصدر هناك محلة «الصباح» حتى وفاته، ودُفن بدمشق.

له كتاب مخطوط بعنوان: ثلاثون عاماً من الاغتراب(١).

بشیر بومعزة (۱۳۶۱ – ۱۳۶۰ه = ۱۹۲۷ – ۲۰۰۹م) مناضل وزیر.



ولد في مدينة خراطة بالجزائر، انضم إلى حزب الشعب منذ ريعان شبابه، ثم إلى حركة «انتصار الحريات الديمقراطية»، ثم إلى حزب جبهة التحرير الوطني، وكان مقرَّباً من مصالي الحاج، ووضع تحت الإقامة الجبرية من قبل المحتل، سافر بعدها إلى فرنسا ليؤسِّس لحان مساندة للمساجين السياسيين، وقُبض عليه من بعد وسُجن، فهرب إلى ألمانيا. وقد أشرف على رئاسة جمعية ماي ١٩٤٥م منذ تأسيسها، وشغل غداة الاستقلال عدة مناصب وزارية في حكومة أحمد بن بلا، وهي: وزارة العمل، والاقتصاد، والصناعة، وأخيراً الإعلام في حكومة بومدين، الذي اختلف معه واختار المنفى، وعاد بعد موته، ليرتبط مع الرئيس اليمين زروال، فعيَّنه رئيساً (١) معجم الجرائد السورية ص ٣٥٧.

لمجلس الأمة بين ١٤١٩ – ١٤٢١ه، ولم يكن العسكر راضياً عنه، ومات بسويسرا في ١٩ ذي القعدة، ٦ نوفمبر.

أَلَّف كتاباً بالفرنسية عنوانه: لا للأمير ولا الآمير ولا الآية الله(٢).

بشیر بیار الجمیّل (۱۳۱۷ - ۱۹۲۱ه = ۱۹۶۷ - ۱۹۸۲م) سیاسی عسکر*ي.* 



ولد في بيروت، درس الحقوق في الجامعة اليسوعية، ثم ذهب إلى الولايات المتحدة فدرس لمدة قصيرة في جامعة ميتودست الجنوبية في دالاس، كما قضى مدة في بحلس للمحامين في واشنطن. بعد عودته إلى لبنان انجذب إلى العمل العسكري من خلال حزب الكتائب. وفي يوليو (تموز) عام ١٩٧٦م أصبح القائد العسكري لحزب الكتائب. كان على علاقة وثيقة بإسرائيل، التي أمدت قواته بالأسلحة ودرّبت أعداداً من جنوده، واستمرت تلك العلاقة واللقاءات بينه وبين عدد من المسؤولين الإسرائيليين محاطة بالسرية، ولم تظهر إلى عام ١٩٨١م حينما قام الطيران الإسرائيلي بالدفاع عن مواقع للكتاثب، ثم الكشف عن لقاءاته مع مسؤولين من العدو الإسرائيلي أثناء زيارات سرية قاموا بحا للبنان قُبيل الغزو الإسرائيلي في حزيران عام ١٩٨٢م. ثم سعى إلى التخلص من السيطرة والضغوط

 (٢) موقع المعرفة (٣٩١هـ)، الموسوعة الحرة ٢٠١٠/٤/٢٨.

الإسرائيلية خاصة بعد (انتخابه) رئيساً للجمهورية في ٢٣ أغسطس ١٩٨٢م، وفي يوم الثلاثاء الرابع عشر من شهر أيلول وأثناء ترأسه اجتماعاً في مقرّ حزب الكتائب، وقع انفجار هائل أدى إلى شق المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق إلى قسمين، وقُتل من بين من قتل. وكان مقرراً أن يتسلم الرئاسة في ٢٣ أيلول. وقد سارعت إسرائيل إلى الاستفادة من اغتياله فحركت قواتما يوم الأربعاء ١٥ أيلول إلى بيروت الغربية بحجة حفظ الأمن، إلا أنها قامت بحصار مخيمي صبرا وشاتيلا، وقدمت الحماية والمساعدة للمليشيات المسيحية لتنفيذ بحزرة في المخيمين خلال يومي الخميس والجمعة (١٦ و١٧ أيلول) أدت إلى قتل نحو ٢٥٠٠ من المدنيين العزَّل معظمهم من الفلسطينيين، ونسبة كبيرة منهم من الأطفال والنساء.

ومما كتب فيه: بشير الجميل: الواجهة والصمود والأمل ١٩٨١/١/١م – المروت: مؤسسة بشير الجميل، ١٤٠٧هـ، ٢٦٩ص(١).

البشير التركي = البشير بن محمد التركي

البشير التلمودي (١٣٦١ -- ١٤٢٩ه = ١٩٤٢ - ٢٠٠٨م) كاتب أديب.



 (٣) أعلام في دائرة الاغتيال ص ٢٥١، أشهر الاغتيالات المسياسية ٢٧٣/١، مئة علم عربي في مئة عام ص ٤٩.

من مواليد مدينة الردّيّف بولاية قفصة في تونس. نال شهادة انتهاء الدروس الترشيحية، وعمل مدرسًا، ومدير دار ثقافة، عضو اتحاد الكتّاب التونسيين. أسّس "جماعة فوق السور". كتب الشذرات والومضات، والدراسات والتأملات، ورسائل الحبّ والغرام، وحكايات الأطفال. أمضى الدرس) عامًا وهو يكتب! وذكر صديق له أنه كتب أكثر من (١٥٠٠) رسالة حبّ لزوجته! توفي في شهر صفر، فيراير.

نشر كتابًا واحدًا، هو: اعترافات الشخص الثالث.

وعجز عن نشر مجموعته القصصية "عودة العشاق"\".

بشير الجميّل = بشير بيار الجميّل

بشير جميل الداعوق (۱۰۰۰ - ۱٤۲۸ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۷م) حزبي اقتصادي وناشر علماني يساري.



من بيروت. حصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة لندن، عاد ليدرّس الاقتصاد في جامعة بيروت الأمريكية، وأسس «دار الطليعة» عام ١٣٨٠ه لينفث من خلالها سموم العلمانية والإلحاد، وكلّ ما من شأنه نقد الإسلام والتشكيك في مبادئه

(١) موقع حبريات ناجي المخشناوي ٢٠٠٨/٢/٦ م، وموقع تورس (ربيع الأول ٤٣٤ هـ)، وصفحة عنه مع صورته في الشبكة العالمية للمعلومات.

والنيل من أهله، مركزًا في ذلك على نشر نتاج القوميين والعلمانيين والملحدين، وشارك دوراً فرنسية في النشر، وأحيل إلى المحاكمة أكثر من مرة بسبب نشر كتب فكرية سيّعة. وتزوّج من غادة السمان، وكان أحد أعضاء المؤتمر القومي العربي ومؤسّسيه، كما أسهم وكان عضواً في بحلس أمنائه ولجنته التنفيذية، وأنشأ مجلة «دراسات عربية»، وانتسب إلى حزب البعث في أواسط الخمسينات الميلادية وتولّى فيه مراتب قيادية، وبقي فيه نصف قرن. أقام في جنيف مدة، ثم باريس، وعاد قرن. أقام في جنيف مدة، ثم باريس، وعاد إلى بيروت، ومات في باريس يوم الجمعة الأول من شوال، ١٢ تشرين الأول. وله مقالات وبحوث.

صدر فيه كتاب من تأليف زوجته المذكورة، بعنوان: بشير الداعوق كأنه الوداع.

ومن كتبه: اشتراكية البعث ومنهاجه الاقتصادي<sup>(٢)</sup>.

البشير بن الحبيب التليلي (١٣٥٤ - ١٩٨٦ م = ١٩٣٥ - ١٩٨٦م) باحث في التاريخ.

ولد في بلدة ميدون بجزيرة جرباء في تونس، نال الدكتوراه في علم التاريخ من جامعة نيس بفرنسا عن أطروحته «العلاقات الثقافية والأيديولوجية بين الشرق والغرب في القرن التاسع عشر»، وتولى هناك التدريس بحركز البحر الأبيض المتوسط للدراسات الحديثة، وفي تونس عبن أستاذاً في كلية الآداب والعلوم والإنسانية، ورأس يحا قسم التاريخ، كما رأس تحرير بحلة (الكراسات التونسية) كما رأس تحرير بحلة (الكراسات التونسية) التي تصدرها الكلية نفسها، ودرّس في مركز

(۲) أحدث الأحبار العالمية والعربية (موقع، استفيد منه في ٧/٧، ١٤٣هـ)، الصحافة للديمقراطية والسلام والوحدة ع ٩٧٥ (٨/٣/١٨، ٢م)، قرى ومدن لبنان ٢٢٣/٢، المستقبل ع ٢٧٦٣ (١٩/١/١٠)، معجم أسماء الأسر ص ٣١٢.

الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بالعاصمة. وكان من مؤسسي نقابة التعليم العالي والبحث العلمي، وعضواً مؤسسًا في جمعية عدالة وسلم في فلسطين، ونشط في جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين عندماكان في فرنسا، ومُنع من الإقامة هناك لنشاطه. له عدة بحوث، ومؤلفاته كلها بالفرنسية، وهي إضافة إلى رسالته في الدكتوراه التي طبعت: الأزمات والتحولات في العالم الإسلامي المتوسطي المعاصر (١٩١٧-١٩١٩) المتوسطي المعاصر (١٩١٧-١٩١٩) مج٢: الليرالية والاشتراكية والحركة النقابية)، مج٢: الليرالية والاشتراكية والحركة النقابية في المغرب العربي في سنوات ١٩١٩-١٩٣٩م، المغرب العربي في سنوات ١٩١٩-١٩٣٩م، المغرب العربي في سنوات ١٩١٩-١٩٣٩م، التونسي في التاريخ الاجتماعي التونسي في التاريخ الاجتماعي التونسي في التاريخ الاجتماعي التونسي في التاريخ الاجتماعي التونسي في التونسي في التونسي في التونية والاشتراكية والتونسي في التونسي في التونسية التونسي في التونسي في التونسي في التونسي في التونسية والمنافراء التونسي في التونسية والمنافرة المنافرة ال

بشير حسن الصباغ (١٣٣٨ - ١٤٢٨هـ = ١٩١٩ - ٢٠٠٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

القرن التاسع عشر (٢).

بشير بن حسن القطان (۱۳۵۰ – ۱۹۱۳ه = ۱۹۳۱ – ۱۹۹۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

البشير بن حسُّونة الخنقي (١٣٠٢ - ١٣٩٧ه = ١٨٨٤ - ١٩٧٧م) عرر صحفي.

ولد في تونس من أب جزائري. درس في الزيتونة، وتميز بنشاطه المسرحي، واشتغل بالصحافة. راسل جريدة الكرمل الفلسطينية، والبلاد اللبنانية، والأهالي الإسكندرانية، وأصدر جريدة «لسان الشعب» عام وأصدر جريدة «لسان الشعب» عام 1۳۳۹

(٤) أعلام الإعلام في تونس ص ١٨٨.

## بشير حسين بن صادق علي الباكستاني

(۱۳۲۱ – ۱۹۱۸ه = ۱۹۹۲ – ۱۹۹۸م) مرجع شیعی (آیة الله).

ولد في جالندهار بالهند. انتقل إلى لاهور بباكستان، التحق بجامعة «الإمام المنتظر»، سافر إلى النجف عام ١٣٨٥ه ودرس على علماء الشيعة هناك حتى تخرج عليهم، ودرّس هناك. اغتيل في شهر رمضان.

معظم تصانيفه مخطوطة. أما المطبوعة فهي: الصراط المستقيم (٢ مج)، مناسك الحج، وقفة مع مقلدي الأموات.

والمخطوطة هي: كتاب الأصول، نظير معالم الأصول (رسالة في أحكام المعرفية)، رسالة في أحكام المعرفية)، رسالة في الحوالة، رسالة في المحالف، رسالة في العدالة، رسالة في أحكام الغيبة، رسالة في قاعدة ما يضمن بصحيحين، تنقيح الرواة (لم يتم)، بحث مفصل في علم الدراية. وله غير ما ذكر في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

بشیر بن حمدي العوف (۱۳۳۵ - ۱۶۱۵ = ۱۹۱۷ - ۱۹۹۹م) کاتب وغرر صحفي إسلامي.



من دمشق. نال شهادة المدرسة العربية العليا باللغة الفرنسية، ثم دبلوم الصحافة من مصر. بدأ حياته الصحافية عام ١٣٦٣هـ مديراً مسؤولاً لصحيفة "الأيام" بدمشق. (١) المنتخب من اعلام الفكر ص ٢٩.

وشارك في تأسيس جريدة «المنار» عام ١٣٦٧هـ التي أصدرها الإخوان المسلمون، ثم تسلم رئاسة تحريرها في العام نفسه، إلى أن ألغاها حسني الزعيم عام ١٣٦٩ه، ثم دمحت بجريدة «بردى» لصاحبها منير الريس، وصدرت باسم «اللواء» سنة ١٣٧٢هـ وتولى رئاسة تحريرها. وقد انتمى إلى جمعية الشبان المسلمين، التي تحولت إلى الإحوان المسلمين، ثم انتخب أميناً عاماً للجماعة في مركز دمشق سنة ١٣٦٩هـ، وانسحب منها في العام نفسه. شارك في تغطية العديد من الأحداث والمؤتمرات العربية والإقليمية والمحلية، وكان كاتباً بارزاً في محلة «الرسالة الإسلامية» التي تصدر في لبنان، وجريدة «العالم الإسلامي» التي تصدرها رابطة العالم الإسلامي، ويكتب فيها باستمرار، وقد رأيته ف مبنى الرابطة القديم بمكة المكرمة ضمن وفد طلابي زائر، ليغطى الخبر. كما عمل أستاذا زائراً في معهد الإعلام التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة. وحصل على جائزة الملك فاروق للصحافة الشرقية، ووسام كومندور من العاهل المغرى محمد الخامس. توفي بجدة



يوم الجمعة ٧ صفر، ١٥ تموز.

بشير العوف صاحب جريدة (المنار) ورئيس تحريرها

قدِّمت في شعره رسالة ماجستير بعنوان: بشير العوف: حياته وشعره/ حنان بنت خليل أبو ذياب (جامعة الإمام بالرياض، ١٤٢٨هـ).

وله أكثر من خمسة آلاف مقال في السياسة والأدب والفكر الإسلامي، إضافة إلى واحد وعشرين كتاباً مطبوعاً بينها عشرة

دواوين شعرية، منها في الفكر الإسلامي: اشتراكيتهم وإسلامنا، تعاليم الإسلام بين المعسرين والميسرين، وفي الأدب: ثمالات الندى، سنابل الحنين، همس الغروب، دواوين شعرية، بائسة (قصة)، قطوف المعرفة. وفي تاريخ الصحافة تاريخاً وتطوراً وفنا ومسؤولية، وفي الفكر السياسي: لا ثورية ولا اشتراكية. وغيرها مما ذكرته له في (تكملة معجم المؤلفين)(").

#### ا**لبشير حمزة** (۱۳٤٢ - ۱۹۲۷ه = ۱۹۲۳ - ۲۰۰۹م) طبيب أطفال ريادي.

من مواليد المهدية بتونس. من أعلام الطب في بلده، واعتبر «أب» طبّ الأطفال فيها. درس الطب في فرنسا، عاد ليكون أول تونسي يعمل في مستشفى شارل نيكول، وبعد الاستقلال رأس قسم طب الأطفال بالمستشفى نفسه، ثم أسندت إليه أستاذاً بكلية الطب، ورأس اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية. وأثناء وجوده في باريس التخد رئيساً جمعية طلبة شمال إفريقيا للأطباء التونسيين. وبُني مستشفى للأطفال للأطفال الدولية لصحة الطفل من منظمة الصحة الدولية لصحة الطفل من منظمة الصحة العالمية. مات في شهر شباط(۱).

#### بشير بن خليل القبطي (١٣٣٩ - ١٩٢١هـ = ١٩٢٠ - ١٩٩٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٢) عبقريات ص٣٣٣، معجم الروائيين العرب ص ٨٨. موسوعة الأسر الدهشقية ٢١٤/١، الفيصل ع ٢١٥ (جمادى الأولى ١٤٤ه) ص ١٢٧، آفاق الثقافة والتراث ص٢ ع ٦ (ربيع الآخر ١٤١٥ه).
(٣) الموسوعة الحرة، ربيع الآخر ٢٩٩ه.

بشير الداعوق = بشير جميل الداعوق

بشير الدبش = بشير عبدالكريم الدبش

بشیر ریدوح (۱۳۱۳ - ۱۴۳۳ه = ۱۹۲۳ - ۲۰۱۲م) (تکملة معجم المؤلفین)

البشير زرق العيون (١٣٣٠ - ١٤١٩هـ = ١٩١٢ - ١٩٩٩م) حزيي ورجل دولة بورقيبي.



ولد في جربة ميدون بتونس، اشتغل بالتجارة في العاصمة، انضم إلى المقاومة السرية، وحكمت عليه سلطة الاحتلال بالأشغال الشاقة مدى الحياة. كان المؤسس الرئيسي للجنة المقاومة داخل الحزب الحرّ الدستوري الجديد، كما تزعم منظمة اليد السوداء، التي قامت بعمليات مضادة لمنظمة اليد الحمراء الفرنسية، أسهم في ترجيح كفة بورقيبة ضدًّ صالح بن يوسف، وبعد الاستقلال تولَّى لسنوات طويلة رئاسة المحلس الاستشاري للمقاومين، وانتُخب عضواً في مجلس الأمة، وكان عضواً في اللجنة المركزية والديوان السياسي للحزب الاشتراكي الدستوري، وكان رجل بورقيبة، ويده الخفيَّة، وأحد أعوانه الأكثر وثوقاً به، وقد تجاوزت صلاحياته المناصب التي أسندت إليه. مات في الأول من شهر شوال، ۱۸ جانفی (ینایر)(۱).

(١) الموسوعة الحرة ١١/٣/٣١م.

البشير سالم بلخيرية (١٣٤٩ - ١٤٠٥ه = ١٩٣٠ - ١٩٨٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

بشير سرُّ الختم عثمان (١٣٥٦ - ١٤٠٤ه = ١٩٣٧ - ١٩٨٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

بشير العباسي = محمد بشير العباسي

البشير بن عبدالحفيظ صفيَّة (١٣٣٩ - ١٩٢٤ه = ١٩٢٠ - ١٩٩٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

بشير عبدالكريم البرغوثي (۱۳۵۰ - ۱۹۲۱هـ؟ = ۱۹۳۱ - ۲۰۰۰م) سياسي وقيادي شيوعي.



من فلسطين. ولد في قرية دير غسانة التابعة لرام الله، تخرج في مدرسة الفرندز، ثم التحق بالجامعة الأميركية في القاهرة وحصل منها والاقتصاد، وبرز نشاطه من خلال رابطة والاقتصاد، وبرز نشاطه من خلال رابطة وكان يرأسها ياسر عرفات، وعاد إلى الأردن ليستأنف نشاطه في صفوف الحزب الأردن ليستأنف نشاطه في صفوف الحزب الشيوعي الأردني، ورأس صحيفة الحزب العلنية الأولى (الجماهير) عام ١٣٧٦ه العلنية الأولى (الجماهير) عام ١٣٧٦ه مع الآلاف، وبقي في سجن الجفر الصحراوي

ثماني سنوات. وفي عام ١٩٧٤م عاد الى أرض الوطن وواصل دوره القيادي في نضال الشيوعيين الفلسطينيين، وتعرض للاعتقال أكثر من مرة، وفُرضت عليه الإقامة الاجبارية ثلاث سنوات متواصلة ومُنع من مغادرة البلاد حتى عام ١٩٨٨. كما رأس تحرير صحيفة (الطليعة). وكان أول أمين عام لحزب الشعب الفلسطيني، ومؤسس الحزب لشيوعي الفلسطيني في شباط عام ١٩٨٢م، وفي عام ١٩٩٦م أصبح وزيراً للصناعة في حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، ثم وزير حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، ثم وزير دولة حتى وفاته.

من آثاره الكتبية: الثقافة للشعب، العرب والاتحاد السوفيتي (مع آخرين)، فؤاد نصّار: الرجل والقضية، الطبقة العاملة والتحالفات السياسية، ضدَّ كامب ديفيد، مساهمة في النقاش حول الحزب السياسي(٢).

بشير عبدالكريم الدبش (١٣٨٥ - ١٤٢٥هـ = ١٩٦٥ - ٢٠٠٤م) قائد مجاهد.



ولادته في مخيم الشاطئ بغزة. التحق بمدرسة الصناعة، وأنحى دورة في العمل المهني. تعرّف على حركة الجهاد الإسلامي، وارتبط بعلاقات حميمة مع أبطالها، ومع كافة الفصائل الفلسطينية المقاومة، وشارك في عدة عمليات مع كتائب القسام وكتائب شهداء الأقصى، مع الدعوة والمشاركة في شهداء الأقصى، مع الدعوة والمشاركة في الفسطيني (استفيد منه في ربيع الآخر ١٤٤٤هم) مع

اللقاءات الدينية بالمساجد وغيرها، وحضر العديد من ندوات القيادي فتحى الشقاقي مؤسِّس الحركة. واعتُقل مرات، وهو في كلِّ مرة أشدُّ إصرارًا على متابعة الجهاد، وقد عمل في الجناح السياسي للحركة مسؤول بحموعات وضابط اتصال بين المناطق، ثم التحق بالجهاز العسكري فيهاء وصار القائد العسكرى لها، واعتقلته أجهزة السلطة الفلسطينية عدة مرات، تعرَّض فيها للضرب المراح، لكونه القائد العام والمركزي في سرايا القدس، ولإشرافه على العديد من المحموعات العسكرية عبر المناطق المختلفة في قطاع غزة، وكان شجاعًا صلبًا حتى في التحقيقات التي أجراها معه الجنود الصهاينة في السجون، فكان يأبي الانصياع لأوامرهم، التي تمدف إلى إذلال المعتقلين. اغتالته يهود في قصف صاروخى على سيارته بغزة يوم الثلاثاء ٢١ شعبان، ٥ تشرين الأول(١).

، وحضر تسلَّم وظائفه الدينية، فتعيَّن خطيبًا في جامع الشقاقي المنصوري، ومفتيًا لجبلة واللاذقية، ودرَّس و في كلِّ الدين واللغة العربية في الثانويات نحو ثلاثين الد، وقد عامًا، كما درَّس في المساجد التفسير والفقه مسؤول وغيرهما من العلوم، وكان رئيس جمعية البر الطق، ثم والخدمات الاجتماعية، وأسَّس لجنة ترميم الر القائد المساجد القديمة. توفي يوم ١٧ ربيع الأول، السلطة ١٤ آذار (٣).

بشير العظمة = محمد بشير بن حسن العظمة

بشير العوف = بشير بن حمدي العوف البشير العيد = البشير بن محمد العيد

بشير غلاونجي = بشير بن عبدالله غلاونجي

بشير فنصة = بشير بن محمد ناجي فنصة

بشير بن عبدالله غلاونجي (۱۳۶۰ – ۱۳۳۰هـ = ۱۹۲۲ – ۲۰۰۹م) نفت.



ولادته في مدينة جبلة بسورية. حفظ القرآن الكريم وهو طفل، تخرَّج في كلية التربية بطرابلس الشام، ولم يكمل دراسته في الأزهر لأسباب صحية. بعد وفاة والده

(۱) الشرق الأوسط ع ۹٤٤٤ (۲۲/۸/۲۲هـ)، الحياة (بالتاريخ نفسه)، موقع سرايا القدس ۱۹/۱۰/۹

بشير قاسم يوشع (١٣٤٩ - ١٩٦٥هـ = ١٩٣٠ - ١٩٩٤م) مؤرخ وطني.



ولد في غدامس بليبيا. حفظ القرآن الكريم، حصل على شهادة التحصيل الأهلية من جامع الزيتونة بتونس، عمل بمتصرفية غدامس، ثم بالمركز الثقافي، ثم بمركز جهاد

(۲) تشرین ۱۵ و ۱۹/۳/۱۲م، جملة أون لاین ۲۱۹/۹/۲۲م. وصورته من منتدی الهیشم.

الليبيين للدراسات التاريخية فرع غدامس وتولى رئاسته. نشر نتاجه التاريخي والأدبي في العديد من الدوريات، وحضر مهرجانات ومؤتمرات علمية، وألقى محاضرات في مواسم ثقافية. مات في بنغازي يوم ۱۷ جمادى الأولى، ۲۱ تشرين الأولى (أكتوبر).

صدرت له ثلاثة كتب مطبوعة هي: غدامس: ملامح وصور، غدامس: وثائق تجارية تاريخية اجتماعية (مج١، والآخر مخطوط)، فهرس مخطوطات غدامس.

وله من المخطوط: مدينة غات، مدينة غدامس، غدامس، نظام الري والزراعة في غدامس، من القصص والأساطير الشعبية في غدامس، من أعلام غدامس، دفتر غدامس (تحقيق)، إلى الحياة (شعر)<sup>(7)</sup>.

البشير كشك (١٠٠٠ - ١٤٠٤ه = ١٠٠٠ - ١٩٨٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

بشیر کعدان (۱۳۳۲ - ۱۹۱۰ = ۱۹۱۳ – ۱۹۸۰م) صحاق.



ولد في دمشق. عمل مستشاراً صحفياً في القصر الجمهوري بدمشق. أسَّس عام ١٣٧٧ه جريدة يومية باسم «الجمهور» وكان صاحبها ورئيس تحريرها حتى عام ١٣٧٨ه (٨)، ونشر فيها مقالات (٣) معجم الأدباء والكتاب الليبين ٤٧٤/١، دليل

(٣) معجم الأدباء والكتاب الليبيين ٤٧٤/١، دليل
 المؤلفين الليبيين ص ٤٩.

عديدة. مات في ٤ رجب، ١٨ أيار (مايو). أعماله المطبوعة: هؤلاء الصهيونيون (مع شفيق شالاتي)، مبدأ إيزنحاور، عبدالناصر في ذمة التاريخ، خنجر إسرائيل (ترجمة)، التبرئة قضية سياسية (تنسيق وتعليق)، الإقليم الشمالي في عامي الوحدة (مع سعيد القضماني ونحاد الغادري)(١).

البشير المجدوب (١٣٤٢ - ١٤١٥هـ؟ = ١٩٢٣ - ١٩٩٤م) أديب شاعر ناقد.



من تونس. مدرّس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة التونسية، حاصل على حائزة الدولة التشجيعية لسنة ١٣٨٨هـ، والجائزة الأولى من لجنة الدراسات في العلوم الاجتماعية بوزارة الثقافة، وجائزة الدراسات في الأدب واللغة والحضارة الإسلامية.

من آثاره: بذور (مقالات)، حول مفهوم النثر الفني عند العرب القدامى، الظرّف والظرفاء بالحجاز في العصر الأموي، الظرّف بالعراق في العصر العباسي فيما بين القرنين الثاني والرابع للهجرة: الذوق الفني والأدبي عند الظرفاء، كلمات، كليلة ودمنة: دراسة ومنتخبات(٢).

بشير محمد الأعور (۱۳۲۷ – ۱۶۰۹هـ = ۱۹۰۹ – ۱۹۸۹م)

 (١) أعضاء اتحاد الكتاب العرب ص ٧٩٤، الموسوعة الصحفية العربية . ٧٩/١.

(٢) وترجمته من كتابه (الظرف بالعراق). ونسبته بالدال كما هي مثبتة على مؤلفاته.

وزير وقيادي ماسويي.

ولد في قرنايل بلبنان، بحاز في الحقوق، عمل عاميًا، وتولى وظائف قضائية، وانتخب نائباً حتى عن قضاء بعبدا مرات، وبقي نائباً حتى تاريخ وفاته بحكم التجديد لجلس النواب. وفي خلال هذه المدة رأس عدة لجان برلمانية، وأسهم في إعداد العشرات من القوانين التي أقرها المحلس. تولى وزارة الأشغال العامة، ووزارة الداخلية في حكومة أمين الحافظ. انتخب سنة ١٩٥٨م أستاذا أعظم للمحفل الماسوني الأكبر الوطني أعظم للمحفل الماسوني الأكبر الوطني الشرق الشوري اللبناني، فعمل على دبحه بالشرق الأكبر اللبناني، ونزل عن الرئاسة سنة الأكبر البناني، ونزل عن الرئاسة سنة الأكبر اللبناني، ونزل عن الرئاسة سنة الأكبر اللبناني، ونزل عن الرئاسة سنة الأكبر اللبناني، ونزل عن الرئاسة سنة في المجلس المذهبي الدرزي، وعُدَّ من أبرز رجالات الدولة، وقد أحرز عدداً من الأوسمة وي المحلس المذهبي الدرزي، وعُدًّ من الأوسمة وي المحلس المذهبي الدرزي، وعُدًّ من المرز

البشير بن محمد التركي (١٣٤٩ - ١٤٣٠هـ = ١٩٣١ - ٢٠٠٩) مهندس وعالم ذرّة.

اللبنانية والدولية. مات في ٧ ذي الحجة،

۱۰ تموز (۱).



ولد في المهدية بتونس، حصل على إجازتين في الرياضيات والفيزياء من جامعة تولوز بفرنسا، وشهادة مهندس من المدرسة القومية للمهندسين، وذكتوراه في العلوم (فيزياء نووية) من جامعة باريس، عاد إلى تونس ليشارك عام ١٣٨٠ه في تأسيس مجلة (التحديد)،

وفي تأسيس الجامعة التونسية، لكنه سرعان ما فُصل من عمله بدون سبب ظاهر، فاتحه إلى النمسا والتحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. وطلب منه العودة إلى تونس فأسس (مؤسسة الطاقة الذرية ومركز تونس قرطاج للبحوث الذرية)، وترأس المركز العربي لتطبيق النظائر المشعّة بالقاهرة. كما أسهم في تأسيس مركز تزياست للفيزياء النظرية بإيطاليا، وفي عام ١٣٨٦ه عين رئيساً لمجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانتُحب رئيساً للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنمسا على الرغم من معارضة الدولة التونسية، كما عيّن مديراً للمؤسسة الليبية للطاقة الذرية، وأسس مركز تاجورة للبحوث النووية، ومخبرين للطاقة النووية والطاقة الشمسية بجامعة عنابة في الجزائر. وشارك في إنشاء الدكتوراه في الطاقة بجامعة قسنطينة في الجزائر. وكان له ارتباط وثيق بالدين الإسلامي الحنيف، وهو الذي أسس وأدار مجلة (العلم والإيمان) وأصدر منها (۱۰۰) عدد. مات فی ۲۲ شعبان، ١٣ آب (أغسطس).

ومن مؤلفاته: لله العلم، الجهاد (يكشف فيه عن عرقلة شخصيات تونسية من امتلاك تونس الطاقة النووية ويسميهم الخونة) وعنوانه الكامل: الجهاد من أحل تحرير البلاد وتشريف العباد. وألف (١٠٠) دراسة علمية وكتاب علمي (١٠٠).

بشير محمد الجلالي (١٣٨٣ - ١٩٦٧ هـ؟ = ١٩٦٣ - ١٩٩٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

بشیر محمد سعید (۱۳۳۹ - ۱۹۱۵هـ = ۱۹۲۰ - ۱۹۹۹م)

عميد الصحفيين السودانيين. ولادته في أم درمان بالسودان. تخرج في كلية

(٤) الموسوعة الحرة ٢٠١٠/١٢/١٣م، الوسط التونسية (آخر تحديث ٢٠١٠/١/٤م).

الآداب بكلية الخرطوم الجامعية، وسافر في بعثة دراسية إلى بريطانيا لدراسة الصحافة. بدأ حياته المهنية مدرّساً، ثم امتهن الصحافة في الأربعينات، فعمل في صحيفة «سودان ستار» التي كانت تصدر باللغة الإنجليزية. أسس عام ١٣٧٣هـ (١٩٥٣م) صحيفة «الأيام». عُيِّن مستشاراً إعلامياً في الأمم المتحدة، كما عمل مستشاراً إعلامياً لرئيس الجلس العسكري الانتقالي الفريق عبدالرحن سوار الذهب، وتولَّى رئاسة اتحاد الصحافيين السودانيين مرات عديدة.



بشير محمد سعيد أسس صحيفة (الأيام)

له سبعة كتب منشورة تتناول تاريخ السودان وتاريخ الصحافة السودانية.

ومما ألف: السودان من الحكم الثنائي إلى انتفاضة رجب (حلقتان)، خبايا وأسرار في السياسة السودانية، الزعيم الأزهري وعصره، سيرة زعيم سوداني: الأستاذ أحمد خير المحامي، أربع حلقات بعناوين مختلفة، هي: من شيكان إلى كرري وأسس الإدارة المحديدة، فتح دارفور، نشأة الصحافة السودانية، مؤتمر الخريجين العام.

وثما ترجم من كتب: جنوب السودان: التمادي في نقض المواثيق والعهود/ ابيل آلير، إدارة السودان في الحكم الثنائي: مذكرات سيرقوين بل(١).

#### بشير محمد عريبي (۱۳٤١ - ۱۹۲۷ه = ۱۹۲۲ - ۱۹۹۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) رواد في مسيرة النتوير ص ٥٥، الفيصل ع ٢١٩
 (رمضان ١٤١٥)، آفاق الثقافة والتراث س ٢ ع ٨ ص
 ١١٥، معجم المؤلفين السودانيين ٢٦١/١.

## البشير بن محمد العيد (١٣٦١ - ١٤٢٣ه = ١٩٤٢ - ٢٠٠٢م)

ولد في مدينة الميليلحة بولاية الحلفة الحزائرية، حاب الأمصار والزوايا للتزود بالعلم، وتخرّج

في معهد مغتاح بمدينة البليدة، وأمّ بالمسجد العتيق في مدينة حاسي بجبح، وصار رئيس الجعلس العلمي للإفتاء بالدائرة، ومقصد سكانها في معرفة مسائل دينهم، كالبيع والزكاة وكان متمكنًا من علوم وكان متمكنًا من علوم ويخطب، ويجيب على أسئلة المصلين يوميًا، وبيته مفتوح للجميع، ويشاركهم أفراحهم وأتراحهم، توفي يوم ٤ صفر، ١٦ إبريل(٣).

عالم.

الرفاعي، وعبدالوهاب عزقول، وتأثر بالشيخ عبدالوهاب حمامي خاصة، والأستاذ محمد بن لطفي الصباغ. عمل محاسباً في المكتب الإسلامي خس سنوات، وكان اطلاعه على الكتب والمخطوطات فاتحة للعمل في محال



بشير عيون (خطه وتوقيعه في كلام له عن الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط)

بشير بن محمد عيون (١٣٥٥ – ١٩٣١هـ = ١٩٣٦ – ٢٠١٠م) ناشر، محقق وكاتب إسلامي.



من دمشق. نال الشهادة الثانوية من مدرسة التجارة (المرستان)، وعمل منذ تخرجه من المدرسة الابتدائية ليلاً في جريدة «المنار»، التي كان يرأس تحريرها مصطفى السباعي، وفي غيرها، درس الفقه على الشيخ عبدالكريم (۲) موقع زاوية الفلاح (۲۳۳).

التحقيق والنشر، فترك العمل هناك، وشارك في دار الكتب العربية، وفي عام ١٣٨٧هـ أسَّس مكتبة دار البيان، وكان الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط يحقِّق الكتب التي يريد نشرها، ثم بدأ هو منذ عام ١٤٠٥ه ويخرِّج بتحقيق الكتب، فكان يضبط النص، ويخرِّج الأحاديث، ويعمل لها الفهارس، ويصحِّح، وقد بحاوزت الكتب التي حققها مائة كتاب. وقد وقفت على بعض تحقيقاته فوجدت ألها بحاجة إلى إعادة نظر. توفي بدمشق يوم الثلاثاء ١٨ صفر، ٥ شباط (فبراير).

ومن تحقيقاته: الأذكار للنووي، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم، التحويف من النار والتعريف بحال دار البوار لابن رجب، تسلية أهل المصائب للمنبحي، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، الروض المربع بشرح زاد المستقنع للبهوتي، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي

والرعية لابن تيمية، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزّ الحنفي، مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (يليه: أخلاق العلماء للآجري)، الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب لابن القيم، تيسير الوصول إلى جامع الأصول... وتحقيقات أخرى له ذُكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

(\*\*\* - 01\$16 = \*\*\* - 09814)

قائد الجماعة الإسلامية في مصر.

بشير محمد كمال

صيدلي. قُتل في شهر ذي القعدة، الموافق لشهر نيسان (إبريل) مع أربعة آخرين كانوا معه، وقد حوصروا في مخبأ لهم بالدبابات(٢).

بشير بن محمد ناجي فنصة (FTT1 - VIZIA = VIPI - VPPIA) محرر صحفي، كاتب روائي.



ولد في حلب. درس في تجهيزها وكليتها العلمانية (اللاييك)، عمل في التجارة، سكرتير ورئيس تحرير عدة صحف، منها: النذير، الشباب، برق الشمال، التقدم، الشعب، الاتحاد، ألف باء... وأسَّس مع شقيقه نذير صحيفة «الأنباء» الأسبوعية، كما أسس صحيفة «التبغ». وعمل رئيساً لمديرية المطبوعات بحلب، ومديراً للعلاقات

(١) أمدني بترجمته نجله بالأل في معرض الرياض الدولي للكتاب ٢٣١ هـ، وخطه من الأستاذ أيمن ذو الفني. (٢) الأهرام ع ٣٩٥٨ (١٩/ ١١/٥ ١٤١هـ)، الرياض 3 9446 (41/11/01314).

العامة في إدارة حصر التبغ والتنباك. مات في ٦ رمضان، ١٤ كانون الثاني (يناير).

مؤلفاته المطبوعة: برج الصمت (قصة)، النوافذ المغلقة (رواية)، رسالة الراح والأرواح، الأستاذ جان بيشلر، تاريخ ما أهمله التاريخ: من أسرار الانقلابات العسكرية السورية ١٩٤٩ - ١٩٥٨م: مذكرات، النكبات والمغامرات.

ومن المخطوط: كتب وأوراق منسية، جبل النار، تاريخ الحركة النقابية العمالية في سورية، سلسلة أعلام الفن العالمي (ترجمة)، مذكرات وخواطر أواخر الأيام، عبير (قصة). ومؤلفات أخرى له ذُكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

بشير مراد = محمد بشير بن أحمد مراد

العمل العسكري فيها مع بيت لحم، غم

القطاع الغربي، ثم كان مسؤولاً عن تنظيم حركة فتح الخاص في الأردن، وأسس عدة

بحموعات عسكرية، وكان قائداً ميدانياً،

اعتقل أكثر من عشرين مرة، وطورد ثلاث سنوات، كما اعتقل في الأردن، وتنقّل في

مواقع الشتات، وعاد بعد اتفاقية أوسلو

لتعتقله يهود، وكلِّف من قبل ياسر عرفات

بتأسيس جهاز الوحدات الخاصة بالضفة

الغربية وترأسه، واعتنى بكتائب الأقصى، ثم

كان قائد جهاز الاستخبارات العسكرية في

المحافظة الشمالية، قتل في تفجيرات عمّان

۱۸ شوال، ۹ تشرین الثانی(۱).

بشير مزهر الجوراني (3P71 - P731a = 37P1 - A + 74)



من محافظة ديالي بالعراق. تخرج في الجامعة الإسلامية ببغداد، تعلِّق بالمساجد وأحبَّ الدعوة وأهلها، كما أحبُّ الخطابة وتأثّر ببلغائها، فارتقى كثيرًا من المنابر، وعُرف بخطبه الحماسية والموجَّهة إلى توعية الشباب، وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق أمّ وخطب في جامع الأنفال، ودعا إلى الدفاع عن الوطن، ثم كان إمام وخطيب جامع أحمد بن حنبل في منطقة التحرير في بعقوبة. اعتقلته مديرية الجرائم المهمة في محافظة (٤) من كتاب: ساريس عروس باب المدار، ص ٢٧١.

بشير محمود نافع  $(* \wedge \forall \ell - \forall \forall \exists \ell \alpha = * i \forall \ell - i * \ell \gamma)$ ضابط عسكري (لواء) مناضل.



ولد في مخيم قلنديا للاجئين بين القدس ورام الله؛ من عائلة تنحدر من قرية ساريس بقضاء القدس. حصل على إجازة في العلوم السياسية من الجامعة اللبنانية. انضم إلى حركة فتح، وأسس لحان الشبيبة في الضفة الغربية، ثم لجان الدفاع عن مخيمات الوسط، وكان أحد مؤسسي جهاز العمل التنظيمي في الأرض المحتلة، ومسؤولاً عن جهاز

(٣) أدباء من حلب ٩٠٣/٣، معجم أدباء حلب ص ٥ ٣١، تراجم أعضاء اتحاد الكُتاب ص ٩٤٠ (ووفاته هنا ١٩٧٩م، وهو خطأ)، معجم المؤلفين السوريين ص ٨٢، موسوعة أعلام سورية ٤٣٨/٣، الضاد (حزيران ٩٩٨) م ص ٤٠ وأيار ١٩٩٩م ص ٥٥، وآذار ١٩٩٧م ص ٢٠، وأيار ٢٠٠٧ ص٥١، مئة أوائل من حلب ص٦٦٦.

ديالى ومارست بحقه شتى أنواع التعذيب، منها استخدام المثقب الكهربائي، ثم ألقت به في أحد المستشفيات ليلفظ فيها أنفاسه الأخيرة، في يوم الثلاثاء } ذي الحجة، ٢ كانون الأول (ديسمبر). ويبدو أنه فعل به ذلك بتحريض من الشيعة، ونفت الحكومة تعذيبه وما إليه(١).

بشير مصطفى (١٣٣٥ - ١٣٩٩ - ١٩١٧ - ١٩٧٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

البشير المنوبي (١٣٤٩ - ١٤٢٦ه = ١٩٣٠ - ٢٠٠٥م) مصوّر رياضي.



من تونس. من أشهر المصوّرين الرياضيين في تونس والعالم العربي، عميد المصوّرين بيلده. بدأ ملاكمًا وتوّج بطلًا لتونس عام ١٣٧٨ه في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو. حضر معظم الأحداث الرياضية العالمية وغطّاها بعدسته، منها ١٢ دورة أولمبية، إضافة التونسي منذ أن بدأ التصوير في جميع المتونسي منذ أن بدأ التصوير في جميع مبارياته. عُرف بزيه التقليدي المزيَّن بألوان عَلم تونس، وبقبَّعته المرصَّعة بعشرات الأوسمة

(١) الأهرام ع ٥٥٥٤٤ (١/٩/١٢/٩٢هـ)،
 العربية نت ١٤٢٩/١٢/١٣هـ، مجلة الرائد ع ٣٧ (١/٣/١).

وبطاقات الاعتماد من البلدان التي زارها. مات في ٢٣ من شهر شوال، ٢٤ تشرين الثاني (نوفمبر)(٢).

البشير المهذبي ( ۱۳۳۱ - ۱۹۸۷ م ۱۹۱۲ م ۱۹۸۷ م) سياسي دبلوماسي وزير.



من مواليد بلدة حاجب العيون في ولاية القيروان بتونس، أتمَّ تحصيله العالي في الحقوق والاقتصاد السياسي، وأتقن عدة لغات، تولى وهو في العشرين من عمره سكرتارية تحرير حريدة لاكسيون التي كان يشرف عليها الحبيب بورقيبة. وخاض غمار الحركة الوطنية، حتى إذا نشبت الحرب العالمية الثانية وراحت السلطات الفرنسية تنكل بالأحرار، لجأ إلى ألمانيا رصيفاً للمطاردين من الأقطار العربية الأخرى. ثم عاد والحبيب بورقيبة إلى تونس، حتى ظفرت تونس باستقلالها، فتولى مهام وزارة الاقتصاد الوطني، ثم اختير مديراً للإذاعة والتلفزة، وعلى يديه تمت تونستها، ثم انتمى إلى السلك السياسي مديراً للشؤون السياسية، ووكيلاً لوزارة الخارجية، وعضواً في الوفد التونسي إلى الأمم المتحدة، وعيّن سفيراً لتونس في لبنان والأردن والكويت، ثم اختير وزيراً للدفاع، فسفيراً لدى بريطانيا، ثم سفيراً لدى المغرب، ثم تولَّى الأمانة العامة للهلال الأحمر (1).

 (۲) الرياضية (السعودية) ۲۰/۱۰/۲۳ ۱ ۱ هـ. الموسوعة الحرة ۱۰/۸/۱۰ ۲۰۹م.
 (۳) الشرق الأوسط ع ۲۱۲ (۲۰/۲۰/۲۱هـ)

بشير الهاشمي محمد الباهي (١٣٥٥ - ١٩٣١ه = ١٩٣٦ - ٢٠٠٠م) قاص، ناقد أدبي.



ولد في مصراتة بليبيا. حصل على الشهادة الابتدائية، وشهادة الصحافة بالمراسلة. عمل مديراً لإدارة المطبوعات، ومديراً لشؤون المطبوعات بالمؤسسة العامة للصحافة، أسهم في تأسيس فرقة الأمل للتمثيل بطرابلس. كتب في العديد من الدرويات، وحضر العديد من مؤترات الأدباء والكتاب العرب. مات يوم الاثنين ١٥ ذي الحجة، العرب. مات يوم الاثنين ١٥ ذي الحجة،

مؤلفاته المطبوعة هي: الناس والدنيا، أحزان عمي الدوكالي، الأصابع الصغيرة، دراسات في الأدب الحديث، كلمات على الدرب، أضواء الجماهيرية، خلفيات التكوين القصصي في ليبيا، حرب الكتب، غضب أمريكا غضب العالم، الكتاب العربي، وهج الكلمات، آراء في كتابات جديدة (بالاشتراك)، دراسات في الأدب (بالاشتراك)، الموسوعة الصحفية العربية، ضمير المتكلم بضمير الغائب.

وله من المحطوط: المخطوطات العربية في ليبيا، حياتهم مع الكتاب والمطالعة، عندما تدأ الحياة(1).

بقلم أكرم زعيتر، مشاهير التونسيين ص٥٤٠.

يعدم الوم رحيس المسامير البيين ١٩٥٨، معجم الأدباء (٤) معجم القصاصين الليبيين ١٤٠٨، معجم الأدباء والكتاب الليبيين ١٩٠٩٤. وله ترجمة في كتابه «ضمير المتكلم» الذي نشر بعد وفاته.

بشير يوسف فرنسيس (١٣٢٧ - ١٤١٤هـ = ١٩٠٩ - ١٩٩٤م) باحث في الآثار.



ولد في الموصل، تخرَّج في دار المعلمين العالية، عين مدرِّساً للتاريخ، لكن ساطع الحصري نقله من التدريس إلى الآثار، وعرَّن مفتشاً عاماً لمديرية الآثار. ومن خلال واجباته الرسمية قام باستكشاف المواقع الآثارية والمباني القديمة في والشواهد الآثارية التاريخية والمباني القديمة في جميع أنحاء العراق، وسجًل عن كل موضع مشاهدته ودراسته عنه في ملقّات خاصة بدائرة الآثار.

وله مؤلفات مطبوعة، منها: بغداد: تاريخها وآثارها، بغداد في عهد الخلافة العباسية / غي لسترنج (ترجمة بالاشتراك)، بلدان الخلافة الشرقية: يتناول صفة العراق / غي لسترنج اكبي لسترنج) (ترجمة وإضافات وتعليقات بالاشتراك مع كوركيس عواد)، دروس التاريخ: مقرر لطلبة الابتدائية، الرافدان / سيتون لويد (ترجمة بالمشاركة)، العراق في القرن السابع عشر كما رآه الرحالة الفرنسي تافرنيه (ترجمة بالمشاركة)، ملحمة جلجامش والطوفان (بالمشاركة)، نبذ تاريخية في أصول أسماء الأمكنة العراقية وفوائد هذا البحث (بالمشاركة).

بشيرة بنت محمد الصالح بن مراد (۱۳۳۱ - ۱۹۱۳ه = ۱۹۱۳ - ۱۹۹۳م) ناشطة نسائية رائدة.

(١) موسوعة أعلام العراق ٢٩/١، معجم المؤلفين
 العراقيين ١٨٧/١، موسوعة أعلام الموصل.

ولدت في العاصمة التونسية، جدها أحمد بن مرادكان شيخ الإسلام الحنفي، درست عليه وعلى آخرين، وحفظت جانباً من القرآن الكريم وتعلمت العربية، كما حفظت كثيراً من الشعر العربي، وتزوجت من الشيخ صالح الزهار، وكان في سلك القضاء، وشجعها على نشاطها الوطني والنسائي، وبرزت في الأعمال الخيرية، وأسَّست مع أخريات أول جمعية نسائية تونسية، هي الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي، وشجعها والدها على ذلك، وكان من أبرز معارضي الطاهر حداد الداعى إلى تحرير المرأة وسفورها. أسهمت بالكتابة في عدد من الدوريات، منها محلة والدها (شمس الإسلام)، وكانت تدعو إلى تربية الفتاة تربية دينية صالحة، ولذلك استبعدت بعد الاستقلال من المساهمة الفعلية في العمل النسائي. وبدت سافرة في صورة لها. وتوفيت يوم ١٣ ذي القعدة، ٤ مايو <sup>(۲)</sup>.

بطرس إبراهيم عوض (١٣١٩ - ١٤٠١هـ = ١٩٠١ - ١٩٨٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

بطرس حداد (۱۳۵۷ – ۱۶۳۱ هـ = ۱۹۳۸ – ۲۰۱۰م) قس کلداین مهتم بالتاریخ الکنسی.



(Y) thogmes التونسية ٩/١، الموسوعة الحرة ٢٠١٠/١٢/٣

من مواليد الموصل. تعلم في المعهد الكهنوتي، وحصل على إجازة في الفلسفة من جامعة بروغندا في إيطاليا، عاد ودرَّس التاريخ الكنسي في المعهد الكهنوتي الكلدائي ببغداد، ثم كان قسًا، وسكرتبرًا لبطريرك طائفة الكلدان، وأشرف على أرشيف البطريركية، واهتم بأدب الرحلات، وترجم أعمالًا لمستشرقين زاروا العراق، ودعا إلى التسامح بين الأديان.

ومن مؤلفاته المطبوعة: البشرى السارة: مقدمة للإنجيل الشريف، التاريخ الرهاوي أو التاريخ الرهاوي أو التاريخ الرهاوي أو التاريخ الصغير: القرن السابع للميلاد (ترجمة)، رحلة الإيطالي كاسبارو وباليي إلى حلب، حاك روسو (ترجمة)، رحلة دويريه إلى العراق حاك روسو (ترجمة)، رحلة دويريه إلى العراق مطلع القرن السابع عشر، ولله إلى العراق مطلع القرن السابع عشر، رحلة سبستياني الأب جوزييه دي سانتا ماريا الكرملي إلى العراق سنة ٢٦٦ ام (ترجمة)، المخطوطات كنائس بغداد ودياراتها، المخطوطات السريانية والعربية (بالمشاركة، ٢ جر). وكتب أخرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

بطرس دیب (۱۳۴۱ – ۱۹۲۹ه؟ = ۱۹۲۲ – ۱۹۹۸م) دبلوماسی.



(٣) موقع فرانس ٢٤ (١٤٣٣هـ)، معجم المؤلفين العراقيين ١٩٠/١، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ١/٢٠٠

ولد في اللاذقية وعاش في بيروت. حصل على الدكتوراه في الحقوق وفي التاريخ. أستاذ جامعي. تنقل في مراكز عديدة، فكان رئيس البعثة اللبنانية لدى الأونسكو، وسفيرًا لدى الفاتيكان، ورئيس الجامعة اللبنانية، وسفيرًا لدى فرنسا، ورئيس مؤسسة أبحاث تعمل انطلاقاً من باریس، ومدیر عام رئاسة الجمهورية. مات في باريس.

له: في التاريخ والفقه والثقافة(١).

بطرس السابع 

بابا وبطريرك الروم الأرثوذكس في الإسكندرية ومصر وسائر إفريقيا.

مات إثر حادث في ٢٧ من شهر رجب، ۱۱ أيلول (سبتمبر)<sup>(۲)</sup>.

بطرس عنداري (VOT1 - TT31& = ATP1 - 71.74) محرر صحفي مغترب.



من متريت إحدى قرى قضاء الكورة شمالي لبنان. استقرَّ في سيدني بأستراليا، وعاش (٥٠) سنة في الغربة عن بلده. عمل رئيسًا لجريدة (التلغراف) الصادرة بالعربية في سيديى، ثم أصدر صحيفة (النهار) هناك،

(١) دليل الإعلام والأعلام ص ٤٤٩، قرى ومدن لبنان ٢٢٧/٣ (وفيه أن أصل عائلته لبناني من آل الأشقر). (٢) الشرق الأوسط ع ٢٤٢٤ (١٥/٨/١) ١هـ).

ورأس تحريرها سنوات، وتميّز فيها بركن ( بخط اليد)، وأحيرًا رأس تحرير صحيفة (الأنوار)، وكتب مقالات بالعرابية والإنجليزية في صحف لبنانية وعربية وأسترالية، وكان صاحب نشاطات اجتماعية وثقافية مختلفة، وكتابات ومؤلفات، جمع معلومات عن قريته متريت عبر أكثر من عشرين سنة. توفي في ٢٦ أيار (مايو).

El-Thisgraph

بطرس عنداري رأس تحرير صحيفة (التلغراف)

وله كتب، مثل: فيليب سالم: الإنسان -الوطن - العلم، كي لا ننسي، وكتاب في الجاليات اللبنانية والعربية بأستراليا ال.

أبو بكر الأغواطي حاج عيسى (١٣٣١ - ١٤٠٧هـ = ١٩١٢ - ١٩٨٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

بطیحان بن محمد بن منیخر

(+++ - 3731a = +++ - 7++74)

(تكملة معجم المؤلفين)

بقيع بدوي محمد ( . . . - 443 1 a = . . . - 71 . 74)

(تكملة معجم المؤلفين)

أبو بكر بن البشير عبدالكافي  $(YYYI - 7 \cdot 3 \cdot 1 = A111 - 7AP14)$ صحفي كاتب أديب،



عمل في صفوف الحزب الدستوري التونسي منذ تأسيسه، واشتغل إلى جانب التدريس بالصحافة منذ شبابه الباكر، وأسهم في الإنتاج بإذاعة صفاقس منذ تأسيسهاء وكتب عدداً كبيراً من المسلسلات والمنوعات والتمثيليات لها.

من مؤلفاته المطبوعة: تاريخ صفاقس (٢ج)، دراسة عن أبي الحسن اللخمي، دراسة عن الفروسية في عقارب، تحقيق عن الباشية والحسينية، ديوان الحياة (شعر)(٥).

أبو بكر الجرموني = أبو بكر بن محمد مهدي الجرموني

(٥) مشاهير التونسيين ص٦٤.

#### بطرس فهد (PYY! - YY2! A? = !!P! - Y + Y 4?)

كاهن راهب مؤرخ، مكثر من التصنيف. من عشقوت بلبنان. تخرَّج في جامعة لاتران بروما، تقلّب في وظائف رهبانية ورأس الأديار، وعلَّم في لبنان ومصر، مدبِّر ثم رئيس عام، أنشأ مركز اللويزة للتعليم العالى، الذي صار من بعد «جامعة اللويزة».

له أكثر من (۱۰۰) كتاب، منها: الهدى: دستور الطائفة المارونية في الأجيال الوسطى (تحقيق)، أقوال الراهبة هندية عجيمي الحلبية وترجمة حياتما، ردود ونبذات تاريخية، بطاركة الموارنة وأساقفتهم (القرن ١١، ١٨)، دير مار أليشاع القلع والحديث في وادي قاديشا-بشري، اليوبيل المئوي الثاني(1).

ابنة بطوطة = عصمت حسن محسن

(٣) السفير ٢٨/٥/٢٨، تايمز ٢٧/٥/٢٧م.

(٤) قرى ومدن لبنان ٨٨/٨ مع إضافات.

أبو بكر الحاج عيسى = أبو بكر الأغواطي

أبو بكر بن حسن الكشناوي (١٣١٠ - ١٣٩٧ه = ١٨٩٣ - ١٩٧٧م) عالم مصنّف.

ولد في مدينة كُسادة بنيجيريا. تعلم على الشيخ القاسم بن عبدالله، ثم علي بن عبدالمؤمن، حتى بلغ شأوًا كبيرًا في العلم، وانتقل إلى مكة المكرمة عام ١٣٤١ه ولازم الشيخ علوي بن عباس المالكي، كما أخذ عن علماء مدرسة الصولتية، ثم شارك علماء المسجد الحرام فدرَّس فيه برواق باب أجياد، وبداره، وتخرَّج عليه طلبة كثيرون، واشتغل بالعلم منذ نعومة أظفاره حتى هرم، محتسبًا. توفي يوم الجمعة ٢٢ رجب.

وذكرت له عشرة مؤلفات، أشير إلى بعض ما هو مطبوع منها، وهي: بدر الزوجين ونفحة الحرمين (ط)، الاعتصام في العمل بالكتاب والسنة، كشف المشكلات وتوضيح المعضلات، الأجوبة النافعة عن بعض المسائل، النصاب في الذهب والفضة، ين أنس رحمه الله تعالى آمين (يليه: رسالة عنصرة في صفة الحج والعمرة والزيارة له أيضًا، ط)، الرسالة المختصرة في النبي صلى الله عليه وسلم وصفته، أسهل المدارك في أيضًا، ط)، الرسالك (٣جه، ط)، صريح البيان في تفسير القرآن (أكمل منه جزءًا البيان في تفسير القرآن (أكمل منه جزءًا واحدًا)، المسك العبيق في نشر قصائد الحاج أي بكر العتيق الله عليه وسائد العابق في نشر قصائد الحاج أي بكر العتيق الله المحتواً.

أبو بكر بن الحسن اللمتوني (١٣٤٩ - ٢٠٠٩ م) (تكملة معجم المؤلفين)

(1) موقع قبلة الدنيا مكة المكرمة (مكاوي) رمضان 1871هـ.

## أبو بكر خالد (١٣٥٤ - ١٣٩٦هـ = ١٩٣٥ - ١٩٧٦م) كاتب روائي

ولد في أم درمان بالسودان. درس في المعهد العالي، وتخرج في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ودرس.

من رواياته المطبوعة: أم درمان الجديدة، بداية الربيع، القفز فوق الحائط القصير، النبع المرّ، كلاب القرية، وشارك الطيب زروق في وضع مجموعة قصصية (٢).

ثم تولَّى رئاسة قسم القرآن الكريم فيها سنة ١٣٨٦ه. أقام أول معرض شخصي لخطه عام ١٣٩٤ه، وشرع بعد عامين في تأسيس معهد ابن مقلة للخط العربي والرسم والزخرفة، ثم كتب «مصحف الجماهيرية» برواية الإمام قالون والرسم العثماني، الذي أنجزه سنة ٣٠٤١ه، وقضى فيه أربع سنوات، وهو أهم أعماله، وقد تتلمذ عليه أغلب الخطاطين بليبيا، مات في ١٢ ربيع الآخر، ٧ نيسان (أبريا)(٣).

#### بكر دلير = بكر عمر يحيي

أبو بكر رجب ساسي المغربي (١٣٣٦ - ١٤٣٠ه = ١٩١٧ - ٢٠٠٩م) شيخ الخطاطين بليبيا، قارئ.



ولد في طرابلس الغرب، ودرس في كتّاب زاوية سيدي عطية، ثم مضى إلى القاهرة ودرس في الأزهر، وفي مدرسة تحسين الخطوط الملكية، تتلمذ فيها على صفوة من الخطاطين، أمثال نجيب الهداوي، وسيد إبراهيم، ومحمد حسني، ونال منها شهادة ليكون أول خطاط ليبي مؤهّل أكاديمياً، عاد ليتنقل بين عدة وظائف، من معلم للخطّ في المدارس الثانوية ومعاهد المعلمين، وبحوّد في المدارس الثانوية ومعاهد المعلمين، وبحوّد ومُقرئ، حيث كان قارئاً في الإذاعة الليبية، ومُقرئ، حيث كان قارئاً في الإذاعة الليبية، الموافين السوداليين (٢) الواية العربية/ حمدي السكوت ٢٠٧٣/٤، معجم المؤلفين السوداليين (١٩) الواية العربية (١٩) الواية العربية (١٩) المواليين السوداليين الموداليين السوداليين الموداليين المودالي الموداليين الموداليين الموداليين الموداليين الموداليين الموداليين الموداليين الموداليين الموداليين المودالية المودالية الموداليين المودالية الموداليين المودالية الموداليين المودالية الموداليين المودالية المود



أبو بكر رجب ساسي كتب (مصحف الجماهيرية)

## بكر رشيد عباس (۱۳۳۹ - قبل ۱۹۲۶ه = ۱۹۲۰ - قبل ۲۰۰۳م)

من فلسطين، وفيها درس الثانوية. شغل مناصب تعليمية، نزحت عائلته بعد النكبة إلى بغداد، فعمل رئيساً لدائرة الترجمة في البلدية، ثم عمل في قسم الترجمة بشركة أرامكو الأمريكية.

ترجم عدة كتب، منها: حياتي وأيامي العصيبة، الإسلام في بريطانيا/ نبيل مطر، القصة الحديثة في أمريكا/ فردريك هوفمن،

(٣) موقع القانون الليبي، وفرسان الواحات، والجزيرة الوثائقية، وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية (إثر وفاته). ونقلت شهرته الصحيحة (سيسي) ثم عدلت عنها إلى ما هه مشهور.

(من موقع شبكة الذاكرة الثقافية).

أبعاد الرواية الحديثة: نصوص ألمانية وقرائن أوروبية تيوردر زيوكلوفسكي، البيت ذو السقوف السبعة هورثون، سكوت فيتز جيرالد، هير من ميلفيل ليون هوارد، الإنسان الحديث، وضع اللاجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، الزمن والرواية مندلاو، على تلال الله إبراهيم فوال.

كما حقق كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني بالاشتراك مع شقيقه إحسان وإبراهيم السعافين، والتذكرة الحمدونية حققه مع الأول كذلك(۱).

أبو بكر رغو مالم يابو (١٣٣٣ - ١٤١٢هـ = ١٩٩٤ - ١٩٩١م) (تكملة معجم المؤلفين)

أبو بكر ساسي المغربي = ابو بكر رجب ساسي

أبو بكر سالم المعلم (۱۰۰۰ - ۱٤۲۰ه = ۱۰۰۰ - ۲۰۰۰م) باحث وخبير زراعي ريادي.



مولده في قرية المسيمير التابعة لمديرة خنفر بمحافظة أبين في اليمن. حصل على إجازة من كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وعاد ليعمل في مركز الأبحاث الزراعية، ومديراً عاماً لمكتب

(۱) موسوعة أعلام فلسطين ۲۰/۲، موسوعة كتاب فلسطين ص ۹۶.

الزراعة بمحافظة أبين منذ عام ١٣٨١ه. ثم حصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة أريزونا الأمريكية، وصار خبيراً زراعياً دولياً لدى منظمة الزراعة والأغذية الدولية، إضافة إلى عضويته في اللجنة الوطنية للطاقة الذرية باليمن، وحاضر في كلية التربية العليا بمنطقة رنجبار، وشارك في صياغة سياسات التنمية الزراعية، وصار نائباً لوزير الزراعة، واعتبره بعضهم رائد البحوث والإرشاد الزراعي ببلده. توفي في شهر ذي الحجة، منتصف مارس.

أنجز نحو (١٥٠) بحثاً ودراسة، وله (٤) كتب في الجال الزراعي<sup>(٢)</sup>.

أبو بكر سراج الدين (١٣٢٧ - ١٤٢٦ه = ١٩٠٩ - ٢٠٠٥م) عالم ومفكر صوفي فنان. المسمى قبل إسلامه «مارتن لنجز».



ولد في بورنيج بمقاطعة لانكشير في بريطانيا من أسرة بروتستانتية، أمضى طفولته المبكرة مع والده في أمريكا حيث كان يعمل، عاد ليلتحق بكلية كليفتون، وحصل على درجة علمية في اللغة الإنجليزية من جامعة أكسفورد، وقد أظهر نباهة وقيادة، وتعينً محاضرًا في اللغة الإنجلوسكسونية (الإنجليزية القديمة) بجامعة كاونس، وقاده اهتمامه

(۲) موسوعة الألقاب اليمنية ٥٧٩/٦، منتدى منظمة
 دلتا أبين التنموية ١٣/٦/١ ، ٢م.

بالإسلام وحبُّه للغة العربية إلى مصر، فدرسها، ثم أصبح محاضرًا بجامعة القاهرة، وقد ظل ساكنًا بجوار الحرم نحو (١٣) عامًا، حتى سنة ١٣٧٢ه، حيث عاد إلى بريطانيا، وحصل على درجة علمية أخرى في اللغة العربية من جامعة لندن، وعلى شهادة الدكتوراه في شخصية صوفية، وكان قد أسلم على يد الشيخ عيسى نور الدين السويسري، وصادق اثنين أسلما هما الآخران: أحدهما باترسن الذي سمِّي نفسه الشيخ حسين، والآخر الشيخ داود، وأسلمت زوجته كذلك وسمِّيت (رابعة)،ثم إنه عمل في المتحف البريطاني، وشغل فيه منصب أمين المخطوطات والمطبوعات الشرقية، وكان مسؤولاً بشكل خاص عن مخطوطات المصاحف مع كنوز أخرى. وكان له اهتمام بالغ برمزية الألوان ودلالاتها وتطورها عند المسلمين. وله كتب ومقالات في دوريات جامعية عن الإسلام وفنون القرآن وعن شكسبير...مات صباح يوم الخميس ٤ ربيع الآخر، ١٢ أيار (مايو).

له كتب عديدة معمّقة، منها: محمد رسول الله وحياته من أقدم المراجع (رسالته في الماجستير، وقد نشرت)، الشيخ أحمد العلوي (رسالته في الدكتوراه، نشرت بعنوان: الشيخ أحمد العلوي الصوفي المستغانمي الجزائري: حياته - تصوفه - إرثه، نقله إلى العربية محمد الصوفي في الإعان والكشف والعرفان، الفنّ العربي في الإعان والكشف والعرفان، الفنّ أحرى بعنوان: روائع فنّ الخطّ والتذهيب القرآني)، شكسبير في ضوء الفنون التقديسية العرب، هينوان: روائع فنّ الخطّ والتذهيب المعربي بعنوان: روائع فنّ الخطّ والتذهيب المعربي بعنوان: روائع فن الخطّ والتذهيب المعربي بعنوان: روائع فن الخطّ والتذهيب المعربي شكسبير في ضوء الفنون التقديسية رأعيدت طباعته بتقديم الأمير ويلز بعنوان:

(٣) كتابه (روائع فن الخط والتلهيب القرآني)، الأهرام ع ٤٣٢٨٦ (٢/٥/٤) ١٤٢٨م).

#### أبو بكر الشيخ جلال (3771 - PP71A = 01P1 - PVP14)

كاتب وشاعر كردي، لقبه هوري. من محافظة السليمانية بالعراق، تخرَّج في دار المعلمين ببغداد، درَّس في حلبجه وبنجوين، ثم كان مديراً لمدرسة كاني إسكان بالسليمانية. اعتقل مراراً لنشاطه السياسي. له ديوان شعر بالكردية في ثلاثة أجزاء. وكتب أخرى عديدة ظهرت باللغة نفسها.

# وله بالعربية: صلاح الدين أسد القارتين(١).

## أبو بكر الصديق الشريف (۱۳۲٤ - تحو ۲۱۱۹ه = ۱۹۶۴ - تحو ۲۰۰۲م) محرر ومراسل صحفي.

ولادته عدينة كوستى السودانية، انتقل إلى المغرب سنة ١٣٩٦ه. تدرَّب في القاهرة وبغداد بواسطة اتحاد الصحفيين العرب، وفي السودان عمل في قسم التوجيه المعنوي بوزارة الشباب وقدَّم برامج إذاعية، وفي المغرب عمل مديراً لصحيفة الأنباء الناطقة بلسان الحكومة، ثم كان رئيساً لتحرير صحيفة «الميثاق الوطني» الناطقة بلسان الحزب الحاكم، ثم رئيساً لتحرير بحلة «الأسبوع المغربي» وصحيفة «رسالة الأمة» و«الجعلة المغربية» و «أسبوعية السلام». ثم كان مدير مكتب محلة «التضامن» اللندنية، ومراسل دوريات عديدة، وأخيراً مدير وصاحب امتياز وكالة «الأولى للخدمات الصحفية» ومراسلاً لوكالة الأنباء الإماراتية. وكان أستاذ التقنيات الصحفية العربية بالمعهد العالى للإعلام والاتصال بالدار البيضاء.

ومن مؤلفاته: سلطة الأغاني في الجتمع السودائي، شعر وشعراء من السودان، يهود

(١) مماكتبه جمال بابان في صحيفة التآخي (من الشبكة العالمية شوال ١٤٢٩هـ)، معجم المؤلفين العراقيين ١/٨٥، الموسوعة الكبرى لمشاهير الكرد ١/١٥٠.

المغرب: الورقة المطوية، يهود المغرب: أسئلة التطبيع وجدلية أهل الذمة(٢).

أبو بكر بن عبدالحق المريني (AOTI - 1+314 = PTP1 - + AP14) أديب شاعر، صحفى وكاتب إسلامي.



ولد في سلا بالمغرب. بدأ بالعمل في الصحافة، ثم كان موظفاً بمجلس النواب، وحصل على إجازة في الشريعة من جامعة القرويين، ثم دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإسلامية من دار الحديث الحسنية، ولم عهله المرض لمناقشة الدكتوراه. رئيس تحرير بحلة «الفنون». أصدر عام ١٣٩٨ه بحلة «المغرب الصغير» للأطفال، كما رأس تحرير محلة «مناهل» للأطفال، وحريدة «الأسبوع»، وعمل سكرتيراً لتحرير جريدة المساء، والوطن. كما عمل في التدريس، ورأس مصلحة الجلسات بمجلس النواب، وكان عضواً برابطة علماء المغرب، وباتحاد الكتاب، وشارك في عدد من المؤتمرات، ومات في شهر أكتوبر.

من آثاره الكتبية: قالت لي الحرية (شعر)، لست رجالً (قصص)، أم كلثوم معجزة القرن العشرين في عالم النغم والتلحين، الزحف المقدس: ملحمة حرب أكتوبر (شعر)، وله عشرات الكتب المخطوطة،

(٢) مما كتبه توفيق عبدالرحيم منصور في سوداليز أون لاين ۲۱/۲/۱۱ و۲۰

أبو بكر بن عبدالحي الكتاني (\*1914 - 1914 = x1894 - 1884)

منها (٢٣) مسرحية، إضافة إلى مقالات

ودراسات نقدية وقصص أطفال وتحقيقات

صحفية، وقد ذُكر قسم من تلك المؤلفات

في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

عالم قاض.

من فاس، وأخذ عن أعلامها، واستجيز من كبار العلماء، في المشرق والمغرب، وقد عرف بسعة اطلاعه وعلاقاته مع العلماء، وخاصة مع أحمد محمد شاكر. استوطن فاس ثم الرباط وسلا ومكناس، وتولَّى القضاء في عدة مدن، وعين رئيساً للمحكمة الإقليمية بمكناس، وكان عضواً بالجلس الأعلى في الرباط. مات في ٢٢ ربيع الأول.

من مؤلفاته: النوازل، رحلة للحج، ديوان شعر، رسالة في الطريقة الكتانية (خ)(1).

أبو بكر عبدالرازق ( \* \* \* - jat 11314 = \* \* \* - jat 11914) محرر صحفى عملى وكاتب إسلامي قدير.



من مواليد قرية «ديرب الخضر» في محافظة الدقهلية عصر، درس في المعهد الديني (٣) دليل الكُتاب المغاربة ص ٣٦٧، معلمة المغرب ٧٠٩٨/٢١ معجم البابطين لشعراء العربية. (£) معلمة المغرب ٢٠/٥٠/٢.

بالمنصورة، وتخرِّج في قسم الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، ولم يكمل دراسته العليا في قسم السياسة الشرعية، عمل في سكرتارية تحرير «مجلة العمل» الصادرة عن مؤسسة الثقافة العمالية بالقاهرة، كما عمل في بحلة العمال العرب، وبحلة المركز القومي للأمن الصناعي، وبحلة المنصورة، ومطبوعات منظمة العمل العربية لجامعة الدول العربية. التحق بدار الهلال، وعمل بسكرتارية تحرير محلة الهلال إلى أن أصبح عضواً بمجلس تحريرها، ترك العمل هناك وعيّن بإدارة الإعلام بمنظمة العمل العربية في جامعة الدول العربية مسؤولاً عن النشر، عضو مشتغل بنقابة الصحفيين المصريين واتحاد الصحفيين العرب، وحصل على العديد من الدورات الصحفية والمتخصصة في نقابة الصحفيين المصريين، واتحاد الصحفيين العرب، مع المشاركة في سكرتارية أغلبية المؤتمرات الدولية باتحاد العمال العرب ومنظمة العمل العربية في بحال الإعلام. له

العديد من التحقيقات الصحفية بمجلة المصور «ملحق العرب»، وفعله العمال والعمال وبعض الصحف العربية. وكان عضو المخلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب.

له ما يقرب عن عشرين كتاباً في السيرة الذاتية للقمم الإسلامية، وتحقيق والدعوة، وتحقيق

التراث، إلى جانب العديد من المقالات في الصحف والمحلات، إضافة إلى بحوث لبعض المؤتمرات والهيئات العلمية والأدبية.

ومن عناوين مؤلفاته التي وقفت عليها: آية

الله في خلق السيد المسيح من روحه: دراسة نقدية وتمحيص لأحاديثه: مناظرة، أبو زهرة إمام عصره: حياته وأثره العلمي، أبو زهرة في رأي علماء العصر، الختان: رأي الدين والعلم في ختان الأولاد والبنات، راقص الباليه الإنجليزي الذي أصبح أستاذاً بجامعة الأزهر الشريف، في صحبة الغزالي، الشيخ عبدالرحمن تاج وبحوث قرآنية ولغوية، وثائق قضايا طه حسين، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام/ القرافي (تحقيق)، صحتك في الغذاء: طعام الإنسان وشرابه بين الطب والقرآن والسنة. وتنظر سائر مؤلفاته في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

#### أبو بكر بن عبدالرحمن مخيون (١٣٣١ - ١٤٢٥ه = ١٩١٢ - ٢٠٠٤م) صحفى شاعر.

من عزبة مخيون في مركز أبي حمص بمحافظة البحيرة. حصل على الشهادة الثانوية،

ودرّس. كما عمل محررًا في بعض الصحف، ونظم الشعر، وكتب مقالات. أحد رواد مقهى المسيري في دمنهور. وكان قياديًا في (جمعية الشبان المسلمين)، وعضوًا في نادي الأدب. توفي في شهر جمادى الآخرة، نوفمه.

ذكر أنه شاعر، وأنه (محقق التراث)، ومما وقفت على عناوين كتب حققها: مشكاة الأنوار فيما ورد عن الحقّ تعالى من الأعبار لابن عربي، ردُّ المتشابه إلى المحكم (تحقيق)(٢).

بكر عبدالفتاح عبدالحق (۱۳۱۰ - ۱۳۹۱ه = ۱۸۹۳ – ۱۹۷۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

أبو بكر عبداللطيف عزمي (۱۰۰۰ - ۱۹۱۵ه = ۰۰۰ - ۱۹۹۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

أبو بكر بن عبدالله الحَبَشي ( ۱۹۲۸ - ۱۹۹۵ م ) عالم مشارك، لقب بالعطاس، فعرف بأبي بكر العطاس.



(٢) ينظر ما كتبه كامل رحومة في موقع (أخبار دمنهور) (محرم ٩٣٣ ٤ ٩هـ) ووفاته في هذا المصدر ٩٩٩ ٩م، وكذا هو في معجم البابطين لشعراء العربية، والمثبت من لعيه في صحيفة الأهرام ع ٤٩٦٨٤ (١١/٥/٦١٩هـ). وخطه من ويكيبيديا الإخوان المسلمون.

## بُستُهالدالرحدالرجيم .. أجده سجاند . . . وأعلى على صول خاشه النبييم ... . . .

بهرة المديم مالدنا البيق البينج أحد عبالرحداب بارله المدليان جهانة والمائعة المائع المدائع المدينة والمعادات المائع المائع المدينة والموافقة المائع المدينة والموافقة المرافقة المرافق

مُونِهُ المَّاكِرِيدِ مِلَامُ وَوَالْمَالَ مِنْكُمُ اللهِ الْقَوَّةِ وَالْعَافِيةَ وَحُولِهِ الْعَرْضِوبِهِ الم المِمْرُحُومِوبِهِ الخيس 14 مدائحة مِلْكِمَا

يدر 11 مدانور بالايمان ..... معنوس باي م

أبو بكر مخيون (خطه)

(۱) سنة الوفاة المقدرة هي تاريخ نشر مقال له في مجلة الفيصل. يختلط اسم والده ب«عبدالرزاق» فيرد هكذا وهكذا حتى على كتب له ومقالات ا مصدر ترجمته من كتابه «أبو زهرة إمام عصره»، ومجلة الفيصل ع ١٩٢٢ (جمادى الآخرة ١٤١٣) ص ٩٥.

ولد في منطقة ثيي من أعمال الدولة الكثيرية بضواحي بحضرموت، أخذ كثيراً من العلوم عن والده وشقيقيه حسين وعلوي، وعن عبدالله بن عمر الشاطري، وغيرهم. ونشأ مع تبتل وعبادة ومتابعة للعلم، ثم تصدًى مع تبتل وعبادة ومتابعة للعلم، ثم تصدًى المتدريس في تريم، واضطر للسفر إلى مكة بالتدريس في المسجد الحرام، وفتح بيته لطلبة بالتدريس في المسجد الحرام، وفتح بيته لطلبة العلم حتى وفاته بحا. وكان عالماً متفنناً ذا مشرب صوفي. يوم الاربعاء ليلة الخميس ٢٨ مشرب صوفي.

وله آثار مطبوعة، منها: تيسير الأمر لمن يقرأ من العوام بقراءة أبي عمرو، تذكير المصطفى لإنباء المصطفى، ديوان شعر (خ)، بعض التقيدات والتقريرات على كتب له. وجمع مسائل فقهية لأحمد بن حسن العطاس المتوفى سنة ١٣٣٤ه وسماه: تذكير الناس عما وجد من المسائل الفقهية وما تعلق بما يجموع كلام أحمد بن حسن بن عبدالله العطاس، كما قام بتحرير وتصحيح كتاب: كنوز السعادة الأبدية في الأنفاس العلية الحبشية لعلى بن محمد الحبشي(۱).

بكر بن عبدالله أبو زيد (١٣٦٤ - ١٤٢٩هـ = ١٩٤٥ - ٢٠٠٨م) عالم وفقيه حنبلي مصنّف.



(١) موسوعة الألقاب اليمنية ٨٤٤/١ ، موقع قبلة الدنيا
 مكة المكرمة (ومضان ٢٣٢)ه. مع إضافات.

من بلدة شقراء بالسعودية. عمل أميناً لمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ولازم حلق المساجد إضافة إلى دراسته النظامية. من شيوخه صالح بن مطلق، وعبدالله بن باز، وسليمان بن حمدان، وأجيز من نحو عشرين عالماً. حصل على الدكتوراه من المعهد العالى للقضاء التابع لجامعة الإمام بالرياض، عمل قاضياً في المدينة المنورة، وترقَّى إلى قاض عام، وكان إماماً وخطيباً بالمسجد النيوي الشريف، ثم عيِّن وكيلاً لوزارة العدل، وعضواً بمجلس القضاء الأعلى، وعضواً متفرغاً في هيئة كبار العلماء، وعضواً باللجنة الدائمة للإفتاء، وعضواً بمجلس الشوري، وبالمحمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، ورئيساً للمجمع الفقهي الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكان مشاركاً في المؤتمرات من خلال رئاسة الجمع الفقهى المذكور فقط. وكان يحب العزلة والتفرُّغ للتأليف، ولاقت مؤلفاته استحسانًا واهتمامًا ورواجًا في السعودية، وخاصة كتابه (حراسة الفضيلة)، الذي طبع طبعات عديدة ووزع على نطاق واسع؛ ردًا على أنصار الاختلاط وما إليه. لازمه مرض نحو خمس سنوات حتى توفاه الله. مات يوم الثلاثاء ٢٧ محرم، ٥ شباط

وآراؤه التربوية والاجتماعية محمد بن فريج العميري (أصله رسالة ماجستير من جامعة أم القرى بعنوان: الآراء التربوية للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد رحمه الله من خلال مؤلفاته المطبوعة).

جهود الشيخ العلامة بكر أبو زيد في الدعوة إلى الله تعالى: دراسة تحليلية وصفية/ عمر بن عامر الخرماني (رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة).

الفكر التربوي للعلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى/ باسمة بنت محمد المحيسني (رسالة ماجستير من جامعة الإمام بالرياض).

وله كتب كثيرة، منها: الأجزاء الحديثية، بدع القراء القديمة والمعاصرة، براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة، التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل، تسمية المولود، تصنيف الناس بين الظن واليقين، التعالم وأثره على الفكر والكتاب، حراسة الفضيلة، حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية، حلية طالب العلم، والجماعات الإسلامية، حلية طالب العلم، المفظية، موارد ابن القيم في كتبه... وكتب الخرى عديدة أوردتها في (تكملة معجم المناهي أخرى عديدة أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

أبو بكر عثمان الحاج دفع الله (۱۳۲۳ - ۱۶۱۸ = ۱۹۰۰ - ۱۹۹۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

أبو بكر عزَّ*ت* (۱۳۵۲ - ۱۹۳۷هـ = ۱۹۳۳ - ۲۰۰۲م) منار.



ومما كتب في علمه: الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد رحمه الله تعالي

(۲) موسوعة أسبار ۲،۳/۱، الرياض المندية ۲،۱/۲، ۲، وما
 کتبه صهيب يوسف في موقع الألوكة ۲۹/۱/۲۹ ۲۹).



من القاهرة. درس في قسم الدراسات الاجتماعية بجامعة القاهرة، عشق التمثيل مذ كان طالباً، فدرس وعمل في المعهد العالي للتمثيل، قام ببطولة العديد من المسرحيات الكوميدية منها خاصة، وبرع في أدوار الشخصيات المنحرفة، كما مثل أدوار الشاب خفيف الروح. آخر عمل شارك فيه هو مسلسل «ومضى عمري الأول»! وهو زوج الكاتبة كوثر هيكل، مات يوم الثلاثاء

صدر فيه كتاب: أبو بكر عزت في القلب.-القاهرة: روز اليوسف، ١٤٢٨هـ(١).

أبو بكر العطاس = أبو بكر بن عبدالله الحبشي

بكر عمر يحيى (۱۳٤٨ - ١٠٤١هـ = ١٩٢٩ - ١٩٨١م) (تكملة معجم المؤلفين)

أبو بكر القادري (۱۳۳۲ - ۱۶۲۳ هـ = ۱۹۱۴ - ۲۰۱۲م) كاتب وطني إسلامي.

(١) الأمرام ع ٤٣٥٥٣ (٢٠/٧/٥ ١هـ)، أهل المفن
 ص ٢٦٧، السينما كوم.



من مواليد مدينة سلا بالمغرب، وفيها تابع تعليمه، فحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، وتعلم في مدرسة فرنسية، ثم عمل مديرًا لثانوية النهضة بالمدينة نفسها، وانتمى إلى حزب الاستقلال، وصار عضوًا في مجلس رئاسته إلى جانب بعض القادة التاريخيين للحزب، وجاهد من أجل تحرير الوطن واستقلاله، فاعتُقل وعذَّب، وكان أحد الموقعين على وثيقة الاستقلال، ومن مناصبه أنه تولِّيه مسؤولية الكتابة العامة لجمعية الكفاح الفلسطيني لمدة عشرين سنة، ومسؤولية الأمانة العامة المساعدة للمؤتمر الإفريقي الإسلامي، والأمانة العامة الساعدة للمؤتمر العالمي للإعلام الإسلامي، رئيس جمعية شباب النهضة الإسلامية، وكان عضوًا في أكاديمية المملكة المغربية، وفاعلًا في عدد من المنظمات والمحالس والجمعيات الوطنية والأجنبية، وعضوًا بمجلس الوصاية على العرش، وعضوًا في اتحاد كتّاب المغرب وداعمًا له، وقد أسَّس ورأس جمعيات مغربية مساندة للكفاح الفلسطيني، وأشرف على إدارة محلة (الإيمان)، وجريدة (الرسالة).

وصدر كتاب: أبوبكر القادري: سيرة ذاتية في حوارات صحافية/ حاوره عبدالسلام بن

وله كتابات ومذكرات تزيد على (٥٠) مؤلفًا، في الفكر والتربية والرحلة والسياسة وتاريخ الحركة الوطنية ورجالاتما، طبعت جميعها، منها: في سبيل بعث إسلامي، مشاهدات في الولايات المتحدة الأمريكية،

رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية خالدة: السنة المصدر الثاني للتشريع، أحمد بناني فقيد الأدب والوطنية (مع آخرين)، رجال عرفتهم في المغرب والمشرق (عدة أجزاء)، قصة النهضة: سجل كفاح الحركة الوطنية: من أجل مدرسة وطنية عربية إسلامية، في سبيل مجتمع إسلامي، توجهات في الفكر والحياة، مذكرات إفريقية وآسيوية، المغرب والقضية الفلسطينية منذ عهد صلاح الدين إلى إعلان الدولة الفلسطينية، دفاعًا عن المرأة المسلمة، مبادئ وأصول في التشريع الإسلامي، مذكراتي وأوودة في اتحرى له أوردتما في رتكملة معجم المؤلفين)(۱).

أبو بكر بن محمد البوخصيبي (۱۳٤٧ - ۱۹۱۵ه = ۱۹۲۸ - ۱۹۹۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

أبو بكر بن محمد بومهدي (۱۳۳٦ – ۱۶۱۳ه = ۱۹۱۷ – ۱۹۹۲م) دبلوماسي.



من الدار البيضاء، نال إجازة في القانون من جامعة بورد بفرنسا، رأس تحرير جريدة الاستقلال التي كانت تصدر بالفرنسية، امتهن المحاماة، ثم عمل وزير دولة مكلفاً

 (٢) دليل أكاديمية المملكة المغربية ص١٢٠، موقع اتحاد كتاب المغرب (إثر وفاته)، الموسوعة المحرة ٢٠١١/٨/٢٦م.

بالمفاوضات، فأسهم في تحرير الاتفاقيات الحديدة بين فرنسا والمغرب، وأسند إليه من بعد مناصب رفيعة في الداخل والخارج، ثم عيِّن سفيراً في دكار، وأديس أبابا، وساحل العاج، ورومانيا. توفي بالرباط يوم ٢ ربيع الأول(١).

أبو بكر بن محمد مهدي الجرموني (الجرني) (319A9 - 1978 = 318+9 - 1787) شاعر مترجم.



من مراكش. حفظ القرآن الكريم ومتوناً، ودرس على علماء مراكش وحضر محالسهم، وحصل على الشهادة العالية من الجامعة اليوسفية، أسندت إليه إدارة مدرسة الفلاح الحسنية بالقصبة، ثم كان أستاذاً بالجامعة المذكورة، وبمؤسسات تعليمية أخرى، وقد تعلم الترجمة وحصل على دبلوم فيها. انتقل من حزب الشورى إلى الاستقلال وانفصل منه، وكان شاعراً مطبوعاً، وأصيب بأمراض نفسية فانعزل عن الناس، وأتلف تراثه الشعري كله. مات بمراكش يوم الاثنين ٢٥ رمضان.

من الأعمال التي ترجمها: تعاونيات الإنتاج بالاتحاد السوفيتي، رسوم حية من الفن الفارسي، تاريخ إفريقيا، مفتاح التقدم الاقتصادي، شمال إفريقيا، الإنسان الحر،

(١) معلمة المغرب ١٨٦٦/٦.

أحاديث علمية، الحكمة المادية، موجز التربية وعلم النفس. وكلها مخطوطة، ما عدا «رسوم حية»، كما أصدر أحمد متفكر بعض أشعاره في كتاب بعنوان: من أشعار أبي بكر الجرموني<sup>(٢)</sup>.

أبو بكر بن محمود جومي (1947 - 1944 = 21514 - 1751) عالم داعية.



ولد في نيجيريا، وكان أبوه عالماً من علماء الدين، فدرس عليه القرآن الكريم ومبادئ اللغة العربية والفقه، ثم التحق بالتعليم، فتخرج في كلية الشريعة، عمل بعد تخرجه في القضاء، ثم في التدريس، وحاول السفر للقاهرة لمواصلة دراسته، إلا أن سلطات الاحتلال حالت دون ذلك خوفاً من التحاقه بالإخوان المسلمين، وأرسلته مع آخرين إلى السودان، وأدى فريضة الحج عام ١٣٧٥ه أثناء دراسته في السودان، والتقى في الحج بالزعيم أحمدو بللو، الذي جعله إماماً لحجاج بالاده، ولما عاد إلى نيجيريا ارتبط مع بللو، فقرَّبه وجعله مترجماً له، ومنحه وساما ذهبياء وكان الساعد الأيمن له في الدعوة الإسلامية ومحاربة البدع والخرافات. عُيِّن بعد استقلال نيجيريا رئيساً للقضاء بالإقليم الشمالي، وفي عام ١٣٥٦ه

(٢) معلمة المغرب ٩/٨٨٩ ٢٩، علماء جامعة ابن يوسف 1070

المفتى الأكبر للبلاد. وشارك في إنشاء منظمة «جماعة نصر الإسلام»، وكان عضواً في كل من الجلس الأعلى العالمي لشؤون المساجد، والمحمع الفقهي بمكة المكرمة، وبحمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، والمحلس الأعلى للجامعات الإسلامية، ورابطة العالم الإسلامي، ومجلس كبار العلماء في نيجيريا، وجامعة أحمدو بللو، وكان آخر مناصبه رئاسة مجلس التعليم التربوي في نيجيريا. وحاز على جائزة الملك فيصل العالمية عام ١٤٠٩هـ اعترافاً بالخدمات التي أداها للإسلام في بحال الدعوة. توفي يوم السبت ١٥ ربيع الأول بعد حياة حافلة بالجهاد والتضحيات من أجل حدمة الدعوة الإسلامية والدفاع عن قضايا الإسلام والمسلمين في العالم.

له عدة مؤلفات في الدعوة وتبيين الحق، وترجم معاني القرآن الكريم إلى لغة الهوسا (طبع في لبنان على نفقة الملك فيصل)، وفسَّر القرآن الكريم في كتاب سمّاه «رد الأذهان إلى معاني القرآن». وكان أول مؤلفاته كتاب: العقيدة الصحيحة بموافقة الشريعة، الذي صدر في بيروت ١٣٩٢هـ(١).

أبو بكر محيي الدين عالم وناشط إسلامي.



(٣) العالم الإسلامي ع ١٢٧٦ (١٧٠-١٢٠ (جمادى الأخرة ١٩١٤)، وع ١٩١ (جمادى الأولى ١٤١٣هـ)، الكوثر ع ٦٢ (شوال ١٤٢٥) ص ٥٦.

وُلد في قرية ليّانة بدائرة سيد عقبة بالزاب

الشرقي في الجزائر، حفظ القرآن الكريم،

وتعلم مبادئ اللغة العربية والفقه الإسلامي

على الشيخ محمد الصغير المصمودي، ثم

تتلمذ على الشيخ ابن باديس في الجامع

الأخضر، عمل محرراً صحفياً في جريدة

(الوفاق) الصادرة في وهران عام ١٩٤٠م،

فكتب فيها المقالات السياسية والأدبية التى

دافع فيها عن الحزائر المسلمة، ثم تنقّل بين

مدن بسكرة والعاصمة والأوراس، عمتهناً

التعليم ومنصرفاً إلى التأليف وقول الشعر،

وعاد بعد الاستقلال إلى بسكرة ليستقرَّ بما

ويعيش حياة الزهد والفاقة الشديدة، حتى

ذهب به الأمر إلى افتراش الأرض والتحاف

السماء، دون أن يجد من يواسيه ويقدر علمه

وأدبه ودفاعه عن الإسلام واللغة العربية.

توفي يوم الثلاثاء في ٤ شوال بمدينة بسكرة.

له ديوان شعر نشر معظم قصائده في محلة

(الأزهر) المصرية، وجحلة (الثريا) التونسية،

وبحلة (الأديب) اللبنانية، ثم نشر الديوان في

الجزائر. ومن أهم قصائده (أغنية الوجدان)

التي قالها في مدح اللغة العربية وتحدى بما

عسف الاستعمار الفرنسي ومحاولاته لطمس

رئيس جمعية الدعوة الإسلامية بسنغافورة، عضو المحلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، عضو المحلس الأعلى العالمي للمساجد، مدير حسابات الغرفة التجارية بلندن، والمعهد الوطني للمحاسبين بأستراليا، رئيس بحلس الاستئناف ورقابة الأفلام بسنغافورة، مسؤول "صوت الإسلام" بحلة الجمعية الإسلامية بها. عمل في مجال نشر التعليم العربي الإسلامي في بلده، وتدريس الثقافة الإسلامية من خلال تأسيس المدارس واعتماد المناهج العلمية الحديثة لها، وفي بحال الخدمات الاجتماعية للمجتمع، بإنشاء المستشفيات والملاجئ لرعاية الأيتام، ومساعدة الفقراء وتقديم الخدمات لهم، والعناية بالمسلمين الجدد، ونشر الكتب لتعليم مبادئ الدين الإسلامي، والانفتاح على العالم الإسلامي بإقامة شبكة من التعاون مع عدد من المنظمات والمؤسسات والجمعيات الإسلامية، واستضاف عدة مرات اجتماعات رؤساء المراكز الثقافية والجمعيات الإسلامية في جنوب شرقى آسيا ومنطقة الباسيفيك في مقرّ جمعية الدعوة الإسلامية بسنغافورة، التي تنظمها الإيسيسكو كل سنتين. وناصر قضايا العالم الإسلامي(١).



من مدينة كردوس شرقي تزنيت بالمغرب. أخذ الفقه والتفسير والبلاغة والأدب عن شيوخ الزاوية المعينية، وعن علماء سوس، ونال منهم إجازات في العلم والأدب، وعمل مدرِّساً وقاضياً بعدة محاكم، وكان عضواً في حيش التحرير المغربي لمقاومة الاحتلال الإسباني للصحراء الغربية، وأول كاتب لفرع حزب الاستقلال بمدينة العيون.

كتب مقالات ونظم قصائد، وراسل أدباء وعلماء سوس والصحراء.

وله مؤلفات مخطوطة، منها: ديوانه، مركز الإمداد ومصبه فيما قاله أو مدح به الشيخ مربيه ربه، الرحلة الحجازية، المدرسة الشنقيطية وأعلامها(٢).

أبو بكر المريني = أبو بكر بن عبدالحق المريني

> أبو بكر مخيون = أبو بكر بن عبدالرحمن مخيون

أبو بكر بن مربيه ربه بن ماء العينين (١٣٣٣ - ١٤١١ه = ١٩١٤ - ١٩٩٠م) قاض مدرّس أديب.

أبو بكر مصطفى بن رحمون (١٣٤٠ - ١٤٠٤هـ = ١٩٢١ - ١٩٨٤م) شاعر معلم لغوي.



(٢) معجم البابطين لشعراء العربية (حرف الألف).

بکر موسی محمد (۱۳۵۶ - ۱۳۹۹ه = ۱۹۳۵ - ۱۹۷۸م)

كاتب وشاعر إسلامي.

اللغة العربية في الجزائر(١١).

من قرية موشا التابعة لأسيوط بمصر. حصل على الماجستير في اللغة العربية من الأزهر بالقاهرة، ودرَّس في أسيوط، وكان عضوا بجماعة الإخوان المسلمين، وبجمعية الشبان المسلمين عندما كان في القاهرة، وحصل حوائز من الهيئة المصرية للكتاب، والجلس الأعلى لرعاية الفنون.

(٣) الفيصل ع ١٣٣٣ (رجب ١٤٠٨هـ) ص ١٠٠٧.
 وصورته من موقع قرية ليانا.

(١) العالم الإسلامي ع ١٣٤٠ (٧-١٣ رجب ١٤٤هـ)، موقع الإيسيسكو ١١٤/٩/١٠ ٢م.

له عدة دواوين مخطوطة، منها: رسالات للغد، على شاطئ الإسلام، مع الأيام. ومسرحية مخطوطة بعنوان: شباب فلسطين. وكتابان مخطوطان: خالد بن الوليد المثل الأعلى للقيادة الظافرة، حرية الإنسان في

وعنوان رسالته في الماجستير: ابن مطروح: حیاته وشعره<sup>(۱)</sup>.

أبو بكر هوليري ( \* \* \* - 47 + 1 & = \* \* \* - 7 \* \* 7 4) عالم محاهد.

هو الملا أبو بكر هوليري، أمير جماعة «التوحيد» التي انضمَّت مع جماعة «جند الإسلام» في تحالف لتشكيل منظمة «أنصار الإسلام» بكردستان العراق، وكان عضواً في بحلس الشورى لر«أنصار الإسلام» وهو أعلى سلطة قيادية داخل التنظيم، ويذكر أن له علاقة بتنظيم القاعدة. قتل في اشتباك مع حزب جلال طالباني (الاتحاد الوطني الكردستاني) بين حلبجة والسليمانية، لعله في ٢٣ ربيع الآخر(١).

> بكرى أحمد عبده (\*\*\*- 7731&= \*\*\*- 71.79) (تكملة معجم المؤلفين)

بكري رجب (1771 - ... 1 C. = Y 1 P 1 - P V P (a) (تكملة معجم المؤلفين)

بكري عبدالغني خليل (۰۰۰ - ۱۹۲۸ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) معجم البابطين لشعراء العربية. (٢) الشرق الأوسط ع ٨٦٢١ (٣٠/٤/٢٥).

والجملا والعمده والمسموعي مريا رسول اللم وعي احتمارا

ويعرف البعارة إلا الغائد مشروط معدا لعزاك كاور الاخرا المرخر الاهار والمناحر في الم اسد وسلني السيحرسام الارائ سبيع الفرار كما اجازي بالداهم كالعدسا تجور تعايته ودايته راسوه به رحماله ماره أيدكون ذي ازا بالمجترا فلتبع المراميرالا والشيخ دهمالا والم عنظم الله ونعمه لكل ما أبعار في مرستني رجم ميانه في تكريل الذه منهم شرا رم له المفا وكعمره رهم

علدخلم الثيع مق يشتثل عيوسا يتراثي فيلجر وبإدوا أمرها المستد ه (أع سند وَالهام لعُلهُ مطال وهذا اشتريّالهام دري. وقدا تنشق وُ مفعد ما نظر المسلمين.



بكري الطرابيشي (خطه وتوقيعه وطغراؤه)

بكري بن عبدالمجيد الطرابيشي (ATTI - TT31A = PIPI - YI. 74) مقرئ عالى السند.



من مواليد دمشق. نشأ على والده العالم، وفي حلقات حفظ القرآن الكريم، وجوّده على المتقنين، ثم تلقّى القراءات السبع والعشر على كبار العلماء، وعلومًا أخرى في الأدب والبلاغة وما إليها. من شيوحه شيخ القراء محمد سليم الحلواني، وعبدالوهاب دبس وزيت، وحسين خطاب. ثم جلس للتدريس والإقراء في جامع الخير بالمهاجرين، وفي منزله، وفي بلاد الحرمين، وانتفع به خلق كثير، وقد رحل إليه الناس وازد حموا عليه،

وخاصة بعد معرفتهم بعلقٍ إسناده، فقد كان أعلى سندًا في العالم في وقته، حيث انتهى إليه علو الإسناد، هكذا ذكر، واعترض عليه بعضهم أنه ربما شاركه في ذلك قلة قليلة. ولم يوجد بلد إلا وقرأ عليه منه أحد. وكان متواضعًا، رقيق القلب، سمحًا، حسن

المعاشرة، طيّب النفس. توفي يوم الخميس الأول من شهر ربيع الآخر، ٢٣ شباط في

ولم یؤلف کتبًا، سوی ما نظم به سنده من أربعين بيتًا، وألف فيه زهير الشاويش كتابًا صدر بعنوان: السندان الأعليان في تلاوة القرآن الكريم للشيخ بكري الطرابيشي(").

بكري بن عبده الحلبي (A771 - \*\*\* 1 = \* 1 P1 - "AP14) فقيه شاعر.

ولد في الباب من أعمال حلب، ثم رحل بعدما كبر إلى حلب، ودرس في المدرسة الخسروية على شيوخ، من أجلهم الفقيه

(٣) إمتاع الفضلاء ٣٩٣/٢. وخطه من موقع جيل القرآن. مع إضافات.

أحمد الزرقاء

له: هداية المريد إلى جوهرة التوحيد، الرسالة الشافية، الدليل إلى مناسك الحج، ديوان شعره: المدائح النبوية والأشعار الحكمية(١٠).

بكري بن محمد ملا حفجي (۱۳۳۷ - ۱۹۰۵ه = ۱۹۱۸ - ۱۹۸۰م) طبيب شعبي حاذق.



من حلب. لازم والده فتعلم منه تركيب الأدوية من الأعشاب الطبيعية، زار دولاً عديدة لزيادة المعرفة بالأدوية وتركيبها، كما راسل كثيراً من البلدان لأجل ذلك. ابتكر علاج أمراض صعبة وبرع في مجال الأمراض العصبية. زارته وفود من بلاد بعيدة، منهم طبيب فرنسي كانت أماليه عليه شكلت الكثير من المادة العلمية التي حفل كما كتاب له. ومات في ٢٣ شوال، ١١ تموز.

كان له إسهام في مجال التأليف، فقد وضع مذكراته التي حوت مقارنة بين بعض الأدوية التي توصل إليها علماء الطب والصيدلة في أوربا وبين ما توصل إليها بجهوده (١).

**بكري المرادي** (۱۳۳۹ – ۱۶۲۳هـ = ۱۹۲۰ – ۲۰۰۲م) محرر صحفي.

(١) مقدمة كتاب إتحاف المريد بجوهرة التوحيد/ لمؤلفه عبدالسلام اللقائي، المقدمة بقلم محمد على إدلبي (أمدلي بالترجمة المشيخ محمد الرشيد).
(٢) حلب في مائة عام ١٨٤/٢.

الثقافية: سوريا ١٩/٦/٢٩ م. (٤) معجم البابطين لشعراء العربية (حرف الألف).

من دمشق. تخصص في الرياضة بدار المعلمين العالية في القاهرة، عاد لينصرف إلى الصحافة، فأصدر بحلة «الميادين» الرياضية، التي تحولت إلى أسبوعية سياسية، واستمرَّ صدورها حتى حوَّل اسمها إلى «الشام» سنة ١٣٧٥ه، وقد صدر عددها الأول في سنة ١٩٧٥/٥١م، وصارت يومية سياسية مسائية. وبعد توقفها أثناء الوحدة عادت تحت شعار: حرية اشتراكية وحدة. ورأس تحريها في مراحلها المختلفة (١٠).

مجلة (الميادين) أصدرها بكري المرادي

بكلي أحمد بن يحيى (١٣٢٨ - ١٩١١ه = ١٩١٠ - ١٩٨٠م)

شاعر تربوي، محرر صحفي. عرف بدأحمد الحاج يحيى بكلي».

من مدينة العطف بولاية غرداية في الجزائر. درس في جامع الزيتونة والمعهد الخلدوني بتونس، درّس في العطف والجزائر العاصمة، مع مزاولة التجارة، وكان عضواً في حلقة عزابة مسجد العطف. أسهم في ثورة التحرير، رأس جريدة «بدر السعادة» الأدبية. وله شعر في القرآن الكريم باعتباره السند الأول لأمة الإسلام.

له قصائد نُشرت في الدوريات، ويضمها كتابان: أبو اليقظان وجهاد الكلمة، أشعار الشيخ أحمد الحاج يحيى بكلي، الذي صدر عن جامعة الأغواط عام ١٤٢٢ه(٤).

بكير بن بلحاج وعلي (١٣٧٣ – ١٤١٧هـ = ١٩٥٣ – ١٩٩٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

بلبل = فوزي الرفاعي

والعمرة(٥).

(٥) معجم أعلام الإباضية ٢/٢ ٩، موسوعة أعلام العلماء

# بکیر عباس عطیفة (۲۰۰۰ – ۱٤۲۸ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۷م)

أستاذ علم الحيوان.

عالم إباضي.

من مصر. أستاذ علم الحيوان الزراعي في كلية الزراعة بجامعة القاهرة.

ذكر إثر نعيه أنه «رائد النيماتولوجيا الزراعية بمصر والعالم»؟ حائز على جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في العلوم الزراعية. مات في الأول من شهر رجب، ١٥ يوليو. من مؤلفاته: أصول علم الحيوان الاقتصادي مع أساسيات علم الحيوان العام (بمشاركة أحمد حسنين القفل).

بکیر بن محمد أرشوم (۱۳۵۶ – ۱۹۱۷ه = ۱۹۲۷ – ۱۹۹۷م)

ولد في بيريان (أو بريان) في ميزاب بالجزائر.

فقد والده وهو طفل، وفقد بصره وهو ابن

(١١) عاماً. استظهر القرآن الكريم، تعلم

العربية والعلوم الشرعية على يد أساتذة

كبار. تخرَّج في جامع الزيتونة بتونس وحصل

على إجازات من شيوخها، أخذ الإجازة في

المذهب الإباضي من بيوض إبراهيم وأبي

اليقظان إبراهيم. حفظ ٣٠٠٠ حديث

غيباً. درَّس القرآن والأخلاق في بلدته،

وأمَّ ووعظ وأرشد، واهتم بتعليم البنات

وتفقيههنّ. وافته المنيّة في مكة المكرمة يوم

ومن تصانيفه المطبوعة: النبراس في أحكام

الحيض والنفاس، المرشد في الصلاة، الحقوق

المتبادلة في الإسلام، الوقاية والعلاج، الموجز في الجنائز، المرشد في مناسك الحج

۲۰ رمضان، ۲۹ جانفي.

## بلحاج بن عدُّون قشّار (۱۳۲۵ - ۱۲۱۷ه = ۱۹۲۴ - ۱۹۹۹م) عالم ومفسّر إباضي.



ولد في مدينة غرداية بالجزائر، استظهر القرآن الكريم في المسجد الكبير ببنورة، وفي العاصمة تعلم بالمدرسة الإباضية، أكمل دراساته العليا في المعهد الجابري، أمَّ ووعظ وأرشد في مسجد بنورة، شارك في إنشاء جمعية الشباب الخيرية، رأس بحلس إدارة عشيرة آل بادي، أدار مدرسة الثبات، أستاذ محاضر في الفقه الإسلامي بمعهد عمَّى سعيد. قُتل مساء الاثنين ٤٢ جمادى الأولى، ٧ تشرين مساء الاثنين ٤٢ جمادى الأولى، ٧ تشرين

من مؤلفاته: سلسلة «الفقه والدليل» في سبع حلقات للمراحل المتوسطة والثانوية، أصول الفقه (للمراحل الثانوية)، اللمعة المضيئة في تاريخ الإباضية، العقيدة الصحيحة للمسلم، النور والظلام من وسائل الإعلام، تاريخ المذهب الإباضي، عوائد ميزاب سنن لا تقاليد، تفسير سورة يس/ إخراج طلبة الشريعة، طعام أهل الكتاب والتزوج بالأجنبيات (ضمن سلسلة بحوث وقضايا بالأجنبيات (ضمن سلسلة بحوث وقضايا معاصرة)، صفحات من دروب الكفاح/ معاصرة)، وفير الحياة. وفير القرآن ومحاضرات في الدين والحياة. وفير القرآن الكريم كله في المسجد مدة ، ٥ عامآلاً).

بلعربي مراد = إبراهيم ماخوس

(١) معجم أعلام الإباضية ٢/٨٧.

# بلقاسم المعطي (۱۳٤٧ - ۱۳۲۲ه = ۱۹۲۸ - ۲۰۰۱م)



من سلا بالمغرب، انخرط في الجوق الوطني بالإذاعة، وامتدت مسيرته الفنية ما يزيد عن خسة عقود، سجّل خلالها بصوته ما يزيد على ١٠٠٠ أغنية، ولحن قطعاً غنائية، واعتبر من رواد الأغنية المغربية العصرية. مات في ١٧ صفر، ١٠ مايو(١٠).

بلند أكرم الحيدري (١٣٤٥ - ١٤١٧ه = ١٩٢٦ - ١٩٩٦م) شاعر حداثي وناقد فني، محرر صحفي سياسي.



ولد في بغداد من أسرة كردية عريقة، واسمه يعني «عالي». أصدر عام ١٣٧٥ه مجلة «الفصول الأربعة»، وعمل سكرتيراً لمجلة «اتحاد العراقيين»، وقد لمع اسمه منذ شبابه (۲) معلمة المعرب ١٩٦/٢١.

الباكر، بوصفه شاعراً وفناناً تشكيلياً، وشارك مع رفيقيه جواد سليم وجبرا إبراهيم جبرا في تأسيس تيار فني أثر فيمن جاء بعدهم. انتقل إلى بيروت ليعمل أستاذاً للغة العربية، ورئيساً لتحرير محلة «العلوم» اللبنانية، ومديراً لتحرير مجلة «آفاق عربية». بعد ذلك غادر إلى لندن، وأصدر مجلة «فنون عربية» حتى عام ١٤٠٢هـ (١٩٨٢م)، ثم انتقل للكتابة في محلة «المحلة» بصفة مستمرة حتى وفاته. كان من رواد شعر التفعيلة، ومن النقاد التشكيليين، وتُرجم له ديوانان إلى الإنحليزية، وتُرجمت العديد من قصائده إلى لغات عالمية أخرى. وفي السنوات الأخيرة من حياته قلَّل من كتابة الشعر، وزاد اهتمامه بالعمل السياسي، وشارك في تأسيس اتحاد الدعقراطيين العراقيين في المنفى، وشغل منصب نائب الرئيس له. وحضر معظم المؤتمرات الأدبية في العالم العربي. مات في ۲۲ ربيع الأول، ٦ حزيران.

وكان منحرفًا في شعره الحداثي، من ذلك قوله: «لأننا نريد أن نعبد فيك الله والشيطان». وقوله في حق الإله الجليل: «أكبر منك يا إلهي الكسيح، عد مرة كوجهي القبيح، كحسمي القبيح!». وسوف يبوء بإثمه.

- بلند الحيدري شاعراً/ نازه نين علي محمد (رسالة ماجستير من جامعة صلاح الدين). الصورة والإيقاع في شعر بلند الحيدري/ محمد إبراهيم عوض.
- المستويات الأسلوبية في شعر بلند الحيدري/ إبراهيم جابر على.
- الاغتراب في شعر بلند الحيدري/ حنان بومالي (رسالة ماجستبر جامعة الأمير عبدالقادر الجزائري الإسلامية، ٢٩٩٩ه). من دواوينه ومؤلفاته: خفقة الطين، أغاني المدينة الميتة وقصائد أخرى، قصائد جديدة، حقتم مع الفجر، خطوات في الغربة، رحلة الحروف الصفر، حوار عبر الأبعاد الثلاثة،

المحموعة الكاملة، أغاني الحارس المتعب، إلى بيروت مع تحياتي، أبواب إلى البيت الضيق، دروب في المنفى، زمن لكل الأزمنة نظرات وآراء في الفن، نقاط الضوء، مداحل إلى الشعر العراقي الحديث(١).

# بليغ بشارة باغوص

وهو أول من أسَّس محطة في مصر لرصد



الأقمار الصناعية بأشعة الليزر، وتميز بنشاطه الكبير في محال البحث، حيث قدم العديد من الأبحاث العلمية في مجالات: أبحاث الفضاء، وحرب الكواكب، نشرت في الدوريات العلمية العالمية، كما عمل في برامج وكالة

# (3371-1.3127=0781-1884) رائد علم الأقمار الصناعية بمصر.

أبحاث الفضاء الأمريكية (ناسا)(٢).

# بليغ حمدي (+1994 - 1979 = +781 - 1454) موسيقي وملحن.

اسمه الكامل: بليغ عبدالحميد حمدي سعد

(١) موسوعة أعلام العراق ٢٠/١، القيصل ع ٢٣٨ ص١٨٨، المجلة العربية ع ١٨٤ ص ٩٠، الثقافية س ٣ ع ١٥ ص ١٠، والعدد الذي قبله ص ١٠، معجم المؤلفين العراقيين ١٩٦/١، دليل الإعلام والأعلام ص ٢٣٤)، عالم الكتب مج ٨ ع٤ ص٢٥٥، الفيصل ع ٢٣٨ ص ١١٨، أعضاء اتحاد الكتاب العرب ص٧١٧. وفي العدد ٦٤ من الفيصل أعلن وفاته خطأ. موسوعة أعلام العرب المبدعين ٣٧٨/١، شخصيات ومواقف ص٢٩، شعراء معاصرون/ مصطفى السحرتي ص٧٠٩، گتب وأدباء/ وليم الخازن ص٧٩، ديوان الشعر العربي ٢/٠/١، دليل أعضاء الاتحاد ص٢٤٦، الموسوعة الموجزة ٢/٢/١ ، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٢/٣٣٤، أسئلة الشعر ص ٤٨، ملحق موسوعة السياسة ص ٣٤٥، الذخائر ع ١٣ ص ٢٧٩، أعلام وأقزام ٣٣/٢، وجوه مضيئة ص ٩ ٠ ٣، الموسوعة العربية (السورية) ٧٠٣/٨.

(٢) القيصل ع ١٨٨ (صفر ١٤١٣هـ).



ولد في القاهرة. درس في معهد الموسيقي. بدأ مطرباً ثم تفرَّغ للتلحين، فلحن لكبار المطربين والمطربات. وضع الموسيقي التصويرية لكثير من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية. وكتب بعض الأغاني باسم (ابن النيل). أصدرت وزارة المالية عملة تذكارية باسمه. ذكر شقيقه (مرسى سعد الدين) أنه أنحى حياته "متصوفًا زاهدًا". مات في ٢٦ ربيع الأول، ۱۲ أيلول (سبتمبر).

له مذكرات صدرت بعنوان: بليغ حمدي: مذكراته الشخصية وشهادات لرفاق رحلته/ أيمن الحكيم <sup>(٣)</sup>.

# بليغ شن*دي* زکر*ي* (۱۰۰۰ - ۱٤۲٦ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

# بنان على الطنطاوي (2771 - 1 + 3 1 = 73 1 1 - 1 1 1 4)

هي ابنة بديع زمانه العلامة على الطنطاوي، زوجة الداعية الإسلامي القيادي عصام العطار .

ولدت في دمشق، تتلمذت على أبيها، وتثقفت على كتب التراث والأدب، انتقلت مع زوجها الداعية عصام العطار إلى ألمانيا. وكانت أديبة ملتزمة، نشرت مقالات في الصحف والمحلات الإسلامية. ولها كلمات ومقالات ورسائل ومواقف نادرة تنبئ عن بطولة وشجاعة، تذكّرنا بمواقف بطولات

(٣) موسوعة أعلام مصر ص٤١١، أهل الفن ص٧١، المصري اليوم ع ١٧١٩ (٣١/٢/٦) ١٠٩٥).

النساء الجاهدات في تاريخنا الإسلامي. كتبت لزوجها عام ١٣٨١هـ: عندما رفضت في سبيل الله المناصب والوزارات، أصبحت في نفسى أكبر من المناصب والوزارات، ومن كلِّ بحارج الدنيا.. فَسِرْ في طريقك الإسلامي الحرّ المستقلّ كما تحبّ، فسأكون معك على الدوام... ولن يكون هناك من شيء أجلَّ في عيني، ولا أحبَّ إلى قلبي، ولا أثلج لصدري من أن أعيش معك أبسط حياة وأصعبها وأخطرها في أي مكان من الأمكنة، أو وقت من الأوقات، أو ظرف من الظروف... ما دام هذا كلُّه في سبيل الله عز وجل، ومن أجل مصلحة الإسلام والمسلمين.

وكتبت له عندما أصابه الشلل في بروكسل وهو مشرَّد في ديار الغرب: لا تحزن يا عصام، إنك إن عَجَزْتَ عن السّير سِرْت بأقدامنا، وإن عجزت عن الكتابة كتبت بأيدينا... ولا أحبك وأعُجّبُ بك يا عصام لأننى أرى من ورائك الناس؛ ولكن أحبك وأعْجَبُ بك لأنك تستطيع أن تقف مع الحق على الدوام، ولو تخلَّى عنك من أجل ذلك أقرب الناس.

وكتبت له أيضاً: ما سمعت بشاب من شبابنا استشهد في سبيل الله إلا تصورتُ أنني أمه وأنه ولدي، وأحسستُ لفقده بمثل إحساس الأم الرؤوم لفقد ولدها البار. يا إلمي! كيف يستطيع إنسان أن يقتل إنساناً آخر بغير حق؟! وكيف يستطيع إنسان أن يعذُّب إنساناً مهما كانت الأسباب؟!

وفي كلمة لها إلى أخواتها الفلسطينيات أيام «تل الزعتر» سنة ٣٩٦ه خاطبتهنَّ قائلة: لماذا تَسْتُنْزِفْنَ دموعكنَّ، وتمزِّقنَ حناجركنَّ – أيتها الأخوات الفلسطينيات - بنداء حكام العرب والمسلمين؟! أما علمتُنَّ بعدُ أن المعتصم لم يَعُد له وجود، وأن نخوة المعتصم قد ماتت من زمن طویل؟!...

استشهدت في مدينة آخن بألمانيا بعد أكثر

من سبعة عشر عاماً من التشرد والغربة مع زوجها.

قُتلت بخمس رصاصات، وكانت وحدها في البيت عندما اقتحمه الجرمون وقتلوها فيه، وكان زوجها هدفاً للاغتيال كذلك، لكنه كان أثناءها غائباً في أحد المصحّات. وسبق أن تعرّضت للاغتيال قبل ذلك مرات عدة مع زوجها. وقد صُلّي عليها بمدينة آخن، وكان والدها الشيخ الجليل يحبها حباً جماً، وقد رأيته يبكي عليها بكاءً مراً أليماً في الرائي أمام ملايين المشاهدين الذين كانوا يتابعون برنامجه المشوِّق «نور وهداية».

وكتب فيها زوجها قصيدة طويلة حزينة يرثيها، صدرت في ديوان صغير باسم «رحيل»، ومما جاء فيها:

صوتُعُــا الحــرُّ عـلــى رقِّتهِ مــلاً الباطـل حقـداً وفَزَعْ

وفيها:

ومضى الصوت إلى بارته

وصَدَاهُ خافقٌ في كلِّ قلبٌ

وبنان راية مرفوعة

وبنان شعلة في كل درب وبنان منظرة في كل درب

ى مسس وبسنانٌ قدوةٌ في كلِّ صعبٌ

وبستان صود ي حل عبد بذلت دون حماها نفسَها

وجماها هدف من كل صوب

لم يزلزل قلبها أو عزمها

ضرباتُ البغي في شرق وغربْ

ولها: كلمات صغيرة، قبسات (جـ١)، دور المرأة المسلمة<sup>(١)</sup>.

(۱) مقتطفات من كتاب المترجم لها «المرأة المسلمة» المشار إليه، وكتاب «عصام العطار: الزعامة المتميزة»/ حسن التل ص ۱۲، ۱۸ المجتمع ع ۱۲۹۲ ص ۲۰ مواقف إيمانية ۲/۵/۲ أعلام النساء الدمشقيات ص





اقتصادي.

بروفيسور غربي. سكن مصر وبما تزوج، عمل مستشاراً بمعهد التخطيط القومي بمصر، قام بدراسات عن الاقتصاد المصري أصبحت مراجع في المكتبات، غادرها ليعمل في الأمم المتحدة، وأصبح رئيساً لقسم الاقتصاد في جامعة بيركلي في كاليفورنيا، مات ودفن بالإسكندرية.

من عناوين كتبه: العمل والعدل الاجتماعي في اقتصاد متغير: مصر في الثمانينات: دراسة في سوق العمل (مع سمير رضوان)، أنظمة التجارة والتنمية الاقتصادية في مصر (مع كريم نشاشيبي، ترجمة حسن قنديل)، النظرية الاقتصادية من السياسة المالية (بالإنجليزية).



بندر بن سرور العتيبي (۱۳۲۰ - ۱۹۶۱هـ = ۱۹۶۱ – ۱۹۸۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

بندر بن عبدالعزيز الدويش (۱۳٤٧ – ۱٤٠٩هـ = ۱۹۲۸ – ۱۹۸۹م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

بنسالم = ابن سالم

بنعبدالله الوكوتي = ابن عبدالله الوكوتي

بنیامین ملکو (۱۳۵۹ – ۱۳۳۳ه = ۱۹۶۰ – ۲۰۱۲م) (تکملة معجم المؤلفین)

بهاء باشات = محمد بهاء الدين باشات

بهاء فهمي إبراهيم (۱۰۰۰ - ۲۲۱۹ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۸م)

من مصر. مدير أقسام ترجمة محاضر الأمم المتحدة، بنيويورك. مات نحو ٢٦ صفر، ٤ آذار (مارس).

باسم تماء فهمي: أوربا في القرنين التاسع عشر والعشرين/ أ.ج. جرانت، هارولد تمبرلي (ترجمة مع محمد على أبودرة ولويس إسكندر)، مومو/ إ. تورجنيف (ترجمة).

بهاء الدين أكرمي الندوي (۱۰۰۰ - ۱۴۱۱هـ = ۲۰۰۰ - ۱۹۹۰م)

عالم صحفي داعية.

من زملاء الدراسة مع العلامة أبي الحسن على الحسني الندوي في دار العلوم (ندوة العلماء)، من تلاميذ العلامة سليمان الندوي، الذي أشار عليه بتدوين تاريخ المسلمين في جنوب الحند، فقام بذلك خير قيام. شارك بجهوده وخطبه في حركة

الخلافة التي استهدفت تحرير بلاد الهند الحسن الندوي. توفي في ٢٠ جمادي الأولى، ٧ ديسمبر، في مدينة باتكل جنوب الهند(١).

من المحتل. وكان له إسهام في الصحافة الإسلامية جنوب الهند وفي بومباي، وأصدر محلة شهرية باسم «النوائط»، وكان معروفاً بنشاطاته الدينية والاجتماعية في جميع الأوساط، وصاحب بصيرة نافذة في الفقه الشافعي، وقد وفق إلى وضع كتاب قيم في موضوع وصول الجاليات العربية الإسلامية إلى الهند، والخدمات الإسلامية التاريخية التي قام بما المسلمون في جنوب الهند، بعنوان «العرب وديار الهند» قدم له فيه الشيخ أبو

بهاء الدين البساط (Y371 - + Y314? = 7781 - P8815) مهندس وزير.



من صيدا. تخرج مهندساً من جامعة القديس يوسف في بيروت، متعهد مصنف في وزارة الأشغال العامة، عين وزيرا للموارد المائية والكهربائية والإسكان والتعاونيات. رئيس اتحاد المهندسين العرب، رئيس المواصفات العليا في لبنان، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية، رئيس جمعية المقاصد الإسلامية في مدينته، مؤسس وأمين عام جمعية خريجي المقاصد في (١) البعث الإسلامي مج ٣٦ ع ١ (رمضان ١٤١١هـ)

صيدا. عين وزيراً للموارد الكهربائية والمائية، وللإسكان والتعاونيات(٢).

بهاء الدين البطّاح (04 + 11 - + + + = 11 + TY - + + +) أديب شاعر كاتب.



من العراق. نظم الشعر، وكانت له تجربة في بحال المسرح تأليفًا وتمثيلًا وإحراجًا، وتردَّد على المرجع الشيعي محمد الشيرازي، فكان يدعم جهوده في ذلك. عاش في أمريكا من بعد وبها مات، وأشرف على مؤسسة أنكيدو.

طبعت له آثار أدبية عدة، هي: الطلسم، الوصايا في قيادة العالم، إشارات، نبيّ ضال، المرأة بين التحرير والاسترقاق، عاش يومًا واحدًا، الأوشال، الفكر الإرهابي ومعضلة الأحيال المقبلة، الظهور المقدَّس، الإسقاطات، المبادئ والديانات، الاستقراء: نصوص شعرية<sup>(۱)</sup>.

بهاء الدين بن جعفر المحلاتي (3171-1.316=7811-14815) (تكملة معجم المؤلفين)

(٢) دليل الإعلام والأعلام ص ٣٩٥، قرى ومدن لبنان ٣٠٢/٧، موقع نقابة المهندسين، بيروت (ربيع الآخر

(٣) معلومات من لقاء معه نشر في موقع مؤسسة الكيدو في ۲۰۰۸/۱/۲ في

بهاء الدين حافظ بكري (\*\*\* - 3 7 3 1 a = \* \* \* - 7 1 \* 7 4) مهندس مدنی، سیاسی حزبی.



من مصر. أستاذ التصميم البيئي وإيكولوجيا العمران بكلية المندسة في جامعة القاهرة، عميد المعهد العالى للهندسة المعمارية والميدانية، مدير مركز الاستشارات في الهندسة البيئية بكلية الهندسة، مستشار وزير الإسكان والأسرة، رئيس اللجنة الاستشارية العليا للسكان، رئيس الجمعية الهندسية البيئية بكلية الهندسة، مساعد مقرر المجلس القومي للسكان برئاسة الحمهورية، عضو لجنة الحوار الوطني برئاسة الجمهورية في عهد حسني مبارك، رئيس نادي روتاري سفنكس بالقاهرة، رئيس حزب الخضر المصري الذي شارك في تأسيسه (وهو حزب سياسي مهتم بالقضايا البيئية، تأسَّس سنة ١٤١٠هـ، ١٩٩٠م). نُعي في ٤ محرم، ١٨ نوفمبر (١٠).



بهاء الدين بكري رأس حزب الخضر المصري

(٤) موقع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة المصرية (إثر وفاته).

بهاء الذين حلمي إسماعيل (+++ - YY 3 1 a = + + + - 7 + + Y 4) (تكملة معجم المؤلفين)

بهاء الدين الخوجة (ATT! - A+3! a = +18! - AAP!4) (تكملة معجم المؤلفين)

بهاء الدين سليمان (\*\*\*- 44312= \*\*\* - 71.79)

عالم تربوي داعية. من الصين. ركّز على العلم والتعليم، وسُجن وأوذى منذ عام ٣٧٨ ١ه، أنشأ أول مدرسة في بيته سرًا، وكانوا ثلاثة، في عام ١٣٩٨هـ، بدأ بتعليم العلوم الشرعية والعربية، وتابع نشاطه في "معهد الدراسات الإسلامية" بلينشيا، أعرق وأشهر معهد إسلامي في الصين، فنهل الطلبة من معين علمه، وربّى دعاة، وفتح مدارس، واهتمَّ بالمرأة وتعليمها، وأنشأ لما قسمًا خاصًا في مدرسته، وقارب عددهن (٦٠٠) فتاة في المدرسة. كما اهتمَّ بالتواصل مع العالم الإسلامي، واستقبل الشخصيات الكبيرة منها. كما قام بزيارات دعوية، واهتمَّ ببعث الطلبة الصينيين لتعلم العلوم العربية الإسلامية في العالم الإسلامي. وكان له منهج وسط في التعامل مع مختلف الطوائف والتيارات الموجودة في الصين، يجمع كلمة الدعاة، وينسِّق الجهود، وكان قوى الحجة في حديثه ووعظه ومحاضراته، متواضعًا، زاهدًا في الدنيا، مؤصِّلًا للعمل المؤسّسي، ومشجعًا للدعاة لمثل ذلك. توفي يوم الثلاثاء ١٧ صفر، ١٠ يناير<sup>(١)</sup>.

بهاء الدين بن عبدالنبي النبوي (2.41 - 0.31a = 1441 - 04P19) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) مما كتبه عيسى بن ناصر الدريبي في موقع الألوكة .21277777

# بهجة إلياس جبور ( . . . - 743 1 a = . . . - 11 . 79) (تكملة معجم المؤلفين)

بهجت التلهوني (1441 - 0131a = 4181 - 08814) حقوقى وزير ورجل دولة.



ولد في مدينة معان بالأردن، نشأ يتيماً، وحصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، عمل في سلك القضاء سنوات طويلة، ثم عيَّنه الملك حسين رئيساً للديوان الملكي، وبقى في هذا المنصب سبع سنوات، ثم كلف بتشكيل الوزارة أربع مرات، خلال الأعوام (١٣٨٠ - ١٣٩٠هـ) = (١٦٦٠ - ١٩٧٠م)، مع احتفاظه بحقيبته العدلية. وعمل من قبل رئيساً لمجلس الأعيان(١).

بهجت حسين صبري ( . . . - 0 7 3 1 & = . . . - 0 . . Ya)

مؤرخ وطني معاصر.



 (٢) المدينة الإخبارية (موقع) ١٩/٤/١٩ ، ٢م، منتليات أبناء معان، شبكة إب الخضراء (استفيد منهما في ربيع الآخر ١٤٣٢هـ).

من مدينة قلقيلية بفلسطين. حصل على الدكتوراه في تاريخ العرب الحديث من جامعة عين شمس بالقاهرة سنة ١٣٩٩ه. أمضى حياته التعليمية والإدارية في جامعة النجاح الوطنية وشغل فيها عدة مناصب، فرأس قسم التاريخ، ثم كان عميداً لكلية الآداب، فرئيساً للجامعة، وآخرها منسّق المراكز العلمية ومساعد رئيس الجامعة. وقد تميز بعطائه الكبير في التاريخ والوثائق الخاصة بفلسطين، وتتبع تاريخ مدرسة النجاح النابلسية، وله أبحاث علمية في مجلات جامعية وغيرها. ولعل وفاته في آخر السنة الهجرية.

وله مؤلفات عديدة منها: وثائق اللجنة القومية العربية ١٩٤٧. ١٩٤٩م، اللجنة العامة للعناية بشؤون النازحين العرب في فلسطين، خليل السكاكيني مؤرخاً، اللجنة القومية العربية بنابلس ١٩٤٧. ١٩٤٨م: تشكيها - إنحازاتما وتقويمها، ملفات وأوراق بلدية نابلس ۱۹۱۸ - ۱۹۶۸م، فلسطين خلال الحرب العالمية الأولى ١٩١٤ – ١٩٢٠م، السجلات العثمانية لبلدية نابلس، سجلات بلدية نابلس خلال فترة الانتداب البريطاني ١٩١٨. ١٩٤٨م، لواء القدس تحت الحكم العثماني، دور الجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الوعظ والإرشاد فترة الانتداب البريطاني على فلسطين(٣).

# بهجت طالب قاسم

عالم فاضل.

هو الشيخ بمجت بن طالب بن قاسم بن أحمد الشافعي، الشهير بالمسطول أو المصطول.

تعلم عند الشيخ محمد هاشم الخطيب وتخرج في مدرسته. تولى سنة ١٣٧٣هـ إمامة (٣) موقع قلقيلية بين الأمس واليوم ( بحث فيه عام

مسجد السنانية بحى باب الجابية، ثم تولى الخطابة في مسجد كفر سوسة الكبير، وكان يدرِّس في المدرسة التجارية التي كان يديرها الشيخ محمود العقاد. وكان مقصوداً بالفتوى. توفي في ٧ صفر، الموافق ٨ أيلول(١).

بهجت عثمان (F371 - Y7316 = Y781 - 1 + + Y4)رسام كاريكاتير.



من مصر. تخرج في كلية الفنون الحميلة، عمل مدرساً في المعهد الديني بالمنصورة، ثم سافر إلى السودان ودرَّس الرسم في المدرسة الإنجيلية، اتجه بعدها إلى العمل في مجلتي «روز اليوسف» و «صباح الخير» ثم «المصور» بدار الهلال، كما عمل مدة بصحيفة «المساء». ولم يتابع مهمته في عهد السادات، فترك الكاريكاتير، وسافر إلى الكويت، وبعد مقتله عاد ليلتحق بجريدة «الأهالي» لسان حال حزب التجمع [الشيوعي]. وقد عرف عنه تعليقاته اللاذعة، ورسومه الكاريكاتيرية المعبرة، التي هاجم فيها الحكومات والدكتاتوريات في العالم الثالث، وقد اكتسبت شخصيته (بحجاتوس) الكاريكاتيرية التي ابتكرها شهرة واسعة في أوساط الفنانين والقراء. واتجه في العقد الأخير إلى الرسم للأطفال، وظهرت له كتابات ورسوم في ملحق «شباب» في «الحياة» في زاوية عنوانها «أحلام صغيرة».

(١) مشافهة عدد من معارف المترجم له (مختصر مما أعده الأستاذ عمر النشوقاتي).

-ما فيش صينا حات، ولا طفاية حريق . مافييني إشارات ولا نور ورّاني ١٠٠٠ اطاركه حهارسيدس! مينين حييه مخالفه !!

بهجت عثمان (خطه)

مات في القاهرة ١٠ ربيع الأول، أول أيام شهر يونيو (حزيران) بعد إصابته بالسرطان.



أنموذج من رسوم بهجت عثمان

ومن عناوين كتبه: ديكتاتورية للمبتدئين: جمهورية بمجاتوس العظمى، رفاق سلاح، ديوان بماجيجو/ أعده له محيى الدين اللباد، سعد حاجو <sup>(۲)</sup>.

في كافة مراحل النضال الفلسطيني، فأسهم في ثورة عز الدين القسمام، وكان أحد القادة في جيش

الجهاد المقلِّس خلال حرب ١٩٤٨م، كما خاض حرب القسطل، وقد جرح واعتقل وسُجن. وبعدها انضم إلى حزب البعث في الأردن، وانتخب عضوًا بالقيادة القطرية فيه، وقاد نضاله السري، واعتُقل مرات لنشاطه السياسي، كما شارك في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، وفي تأسيس جيش التحرير الفلسطيني، وقوات التحرير الشعبية. وانتخب عضوًا في اللجنة التنفيذية بالمنظمة ثلاث مرات. وكان عضوًا أيضًا في المحلس الوطني الفلسطيني، والمحلس المركزي للمنظمة، واستقال بعد اعترافها بالكيان الصهيوبي. توفي مساء يوم الخميس ٣ ربيع الأول، ٢٦ كانون الثاني (يناير).

صدر بمناسبة تأبينه كتاب: بحجت أبو غربية شعلة الحرية العربية.

وسجَّل ذكرياته في كتابين: في خضم النضال العربي الفلسطيني، من النكبة إلى الانتفاضة. وحوار معه صدر بعنوان: مرافئ الذاكرة: حوارات مع بحجة أبو غربية/ سليم النجار (١١).

(3771 - 77314 = 5171 - 71 - 74)



بهجت عليّان أبو غربية

مناضل حزبي.

من مواليد خان يونس التابعة لغزَّة، وأمضى معظم حياته في القدس. شارك (٢) تاريخ الرسم الصحفى في مصر ص ٣٠٩، روز

اليوسف ص ٤٤٧، القيصل ع ٢٩٨ ص١٣٤.

بهجت قمر (VOY! - P+316 = ATP! - PAP!a) مؤلف سينمائي ومسرحي، من أشهر كتاب الكوميديا.

هو بحجت محمد إبراهيم قمر.



(٣) المجزء الثاني من ذكرياته، الجزيرة نت ٢٤٣٣/٣/٤ هد.

من مصر. بدأ كتاباته بأعمال لمسرح التلفزيون، وكان أول إنتاج له «ممنوع للشباب»، وبعدها كتب معظم مسرحيات فرقة الفنانين المتحدين، وقد قام بكتابة السيناريو والحوار لأكثر من خسين فيلما كوميديا سينمائيا، واعتبر أشهر كتاب الكوميديا لمسرح القطاع الخاص. مات في 10 جمادى الأولى، ٢ يناير.

من المسرحيات التي كتبها أو شارك في كتابتها: أنا فين وأنت فين، أنا وهو وهي، حواء الساعة ١٦، الزوج العاشر، قصة الحي الغربي، العيال كبرت، إنها حقاً عائلة محترمة، سيدتي الجميلة، ريا وسكينة، علشان خاطر عيونك.

وللتلفزيون: الشاهد الوحيد، عيون، الصول مجاهد.

ولم أعرف له كتاباً مطبوعاً (١).

بهجت میخائیل منصور (۱۳۳۱ – ۱۹۰۷ه = ۱۹۱۲ – ۱۹۸۹م) (تکملة معجم المؤلفین)

بهجت نجیب جابر (۱۳۲۱ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۲۸ - ۲۰۱۰م) صحفی،



من مواليد قرية عين كسور في قضاء عالية بلبنان. من أسرة مسيحية. حصل على إجازة (١) المسائية ١٤٢٠.

في الآداب والتاريخ، باشر عمله الصحفي عام ١٣٦٦ه (١٩٤٦م) في جريدة البيرق، وعمل في وكالة الأسوشيتدبرس منذ عام ١٣٨٠ه (١٩٦٠م) لمدة أربعين عامًا، ونحا منحى الصحافة القضائية، وبات عميد الصحافيين القضائيين، واعتبرته صحيفة تايم الأمريكية عام ١٣٩٦ه (١٩٧٦م) من أنجح الصحافيين الذين غطوا مراحل الحرب في النان. وله مقالات وتحقيقات في الواشنطن البنان. وله مقالات وتحقيقات في الواشنطن بوست وغيرها، وعمل في جريدة الأوريون لوجور بوست قرن، وفي جريدة الأوريون لوجور (إذ) عامًا، وفي الأسوشيتدبرس (١٤) عامًا، وتبرع بكامل ثروته المادية إلى جمعيات عامًا. وتبرع بكامل ثروته المادية إلى جمعيات خيرية. توفي في ٦ ذي القعدة، ١٣ تشرين الأول.

بهنام أبو الصوف (۱۳۵۰ - ۱۶۳۳ه = ۱۹۳۱ - ۲۰۱۲م) عالم آثار.

من مواليد الموصل. حصل على شهادة الدكتوراه في الآثار من جامعة كامبردج بإنجلترا، وعين عند عودته مفتشًا للآثار في منطقة الموصل، وترقَّى حتى كان مديرًا لآثار المنطقة الموصل، وترقَّى حتى كان مديرًا لآثار المنطقة الشمالية. وكان من المؤسّسين لحمعية والميداني والأكاديمي والتاريخي، وحاضر في والميداني والأكاديمي والتاريخي، وحاضر في عدة جامعات عراقية، وكشف عن حضارة جديدة من مطلع العصر الحجري الحديث في وسط العراق. توفي يوم الأربعاء ٢ ذي

القعدة، ١٩ آب في عمّان.

صدر فيه كتاب من تأليف حمد المطبعي. له أكثر من (٥٠) بحثًا ومقالة تدور حول الحضارة العراقية والتنقيب وشؤون الآثار بالعربية والإنجليزية.

وله كتب كذلك، مثل: ظلال الوادي العريق، العراق: وحدة الأرض والحضارة، عصور ما قبل التاريخ في العراق (أصله دكتوراه)، فخاريات عصر الوركاء: أصوله وانتشاره (بالإنجليزية)(٣).

بهنام میخائیل (۱۳۵۰ – ۱۹۰۹ه = ۱۹۳۱ – ۱۹۸۹م) (تکملة معجم المؤلفین)

بهنام وديع أوغسطين (١٣٥٤-١٤١٦ه: = ١٩٣٥-١٩٣١م) (تكملة معجم المؤلفين)

البهي الخولي (١٣١٩ - ١٣٩٨ه = ١٩٠١ - ١٩٧٧م) داعية وكاتب إسلامي مشهور.



من مصر. زامل الإمام حسن البنا في دار العلوم، وكان معجباً به كل الإعجاب، فلما قام بدعوته كان من المسارعين للإجابة لها، وصار من كتّابها ومنظّريها ودعائمها، وألقى

(٣) موسوعة أعلام الموصل، مدونة الدكتور إبراهيم العلاف ٢٤ مايو ١٩٠١م، الموسوعة الحرة مارس ١٩٠١م، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٢٦/١٤٤. ونسبته إلى مهنة والده الذي كان تاجر صوف.

الدروس التربوية على صفوة من الإخوان، وكان ذا طبيعة صافية، تغلب عليه النزعة الصوفية الملتزمة، البعيدة عن الشطحات، وكتب مؤلَّفه الرائع (تذكرة الدعاة)، وكتب له الإمام البنا مقدمة رائعة كذلك، ووصفه بأوصاف الدعاة الملتزمين، وقد قرأته، وكان من الكتب المحدودة التي أثَّرت في حياتي العلمية والدعوية. وكان له اهتمام بالجانب الاقتصادي في الإسلام، وبالجانب الربايي أو الروحي، واهتم في مجلة (المسلمون) التي أصدرها تلميذه سعيد رمضان بسير الصالحين، وحرَّر فيها باب (مع العارفين)، ولم يكتب اسمه تحت هذا الباب. وعمل رئيساً للمكتب الإداري للإخوان في مديرية الغربية قبل أن ينتقل إلى القاهرة، وضمَّ إلى ذلك العمل في (النظام الخاص)، الذي سمّى فيما بعد (الجهاز السري) للإخوان، فكان هو المسؤول عن هذا النظام في الغربية، يبايعه من يقبل الانضمام إليه من الحماعة على المصحف والمسدِّس، وعندما قامت ثورة يوليو اختلف أعضاء الهيئة التأسيسية فيما بينهم، فكان منهم فريق على رأسهم المترجم له يرون ضرورة الصلح مع عبدالناصر وتفادي جرِّ الجماعة إلى معركة غير متكافئة مع الثورة، وهؤلاء كانوا يحسنون الظن بعبدالناصر، وأنهم إذا عقدوا عهداً معه نفذه! والفريق الآخر لا يثقون به وبتعهداته، وأنه لا يضمر خيراً للجماعة، بل يتربَّص بحا... وقد حوكم على هذا ومن رأى رأيه من أعضاء مكتب الإرشاد، قال المستشار العقيل: «وقد استغل أعوان الطاغوت في مصر هذه الطيبة عند الأستاذ البهى الخولى - يعنى إيثار الملاينة والمهادنة مع ذوي السلطان والصبر على اعوجاجهم - وحاولوا الاستفادة منها في تفريق صف الجماعة المسلمة، ولكنهم لم يفلحوا...». وقد سافر من بعد إلى الكويت، وألقى محاضرات عامة، مع درس خاص في ندوة أسبوعية، وقد توفاه

الله يوم الثلاثاء ١٧ محرم، ٢٧ ديسمبر. قدِّمت في جهوده الدعوية رسالة ماجستير بعنوان: الشيخ بمي الخولي وجهوده في الدعوة إلى الله تعالى/ يسرى محمد عبدالخالق (جامعة الأزهر في شبين الكوم، ١٤١٤ه). ومن مؤلفاته: تذكرة الدعاة، الإسلام لا شيوعية ولا رأسمالية، العمل والعمال في الإسلام، الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة، المرأة بين البيت والمحتمع، آدم عليه السلام: فلسفة تقويم الإنسان وخلافته، الثروة في ظل الإسلام، الاشتراكية بين النظرية والتطبيق، الحج والعمرة، الصيام، من أسرار الفتح، يوم الفرقان (غزوة بدر)، بنو إسرائيل في ميزان القرآن، تفسير سورة المزمل، منهاج الإسلام في الزواج والطلاق، الإمام المتحن أحمد بن حنبل. ومؤلفات أخرى له مخطوطة ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

بهیج الخطیب (۱۳۱۳ - ۱۹۱۱ه = ۱۸۹۰ - ۱۹۸۱م) رئیس سوریة.



ولد في بلدة شحيم الواقعة في قضاء الشوف بلبنان. أنحى دراسته في الكلية الإنجيلية السورية، وأجاد الإنجليزية والفرنسية والتركية إلى جانب العربية، وكان ذا طموح سياسي. انتقل إلى دمشق منذ عام ١٣٣٦ه (١٩١٨م). عمل ضدًّ الخلافة العثمانية، ومع الملك فيصل الأول بالمملكة السورية،

 (١) مذكرات يوسف القرضاوي (الحلقة السادسة، من موقعه، ٨/٩/٢٧)، من أعلام المدعوة والحركة الإسلامية ص٥٣٧ (وفيه وفاته ٣٩٥ ١هـ)؟

وتدرَّج في المناصب أثناء الاحتلال الفرنسي للبلاد، وكانت علاقته سيئة مع الكتلة الوطنية أكبر الأحزاب وأقواها، وقد رفضت المشاركة في الاستقبالات التي كانت تتمُّ تحت رئاسته، وكانت تنظر إليه على أنه «رجل الانتداب»، وصار حاكمًا لسورية بين (٨ تموز ١٩٣٩ - إلى ٥ نيسان ١٩٤١م) في وقت صراع بين دول الحلفاء ودول المحور للسيطرة على سورية خلال الحرب العالمية الثانية، وكان المترجم له مع المحتل الفرنسي، ومنع العمل السياسي أو الحزبي، وكرَّس أحكامًا عرفية، وحاكم وطنيين وأعدم سبعة منهم لاتحامهم باغتياله مع مجموعة من الضباط الفرنسيين. وكان يقال له (رئيس محلس المديرين)، إذ إنه اكتفى بتعيين مديري وزارات، ولم يتمتعوا بلقب «وزير»! وتعرّضت البلاد لأزمة اقتصادية وتضخم سريع خلال رئاسته نتيجة ظروف الحرب. أنمى حكمه في ٣ أبريل من عام ١٩٤١م، غير أنه شغل منصب وزير الداخلية بعد انتهاء حكمه مرتين. وقد سبقه في الحكم هاشم الأتاسى، وخلفه خالد العظم (مؤقتًا). وتوفي ببيروت(٢).

بهیج ضومط غاتا (۱۳۲۸ – ۱۴۱۲ه تا ۱۹۱۰ – ۱۹۹۱م) أدیب وکاتب مسرحی.



(٢) الموسوعة الحرة ١٩٣/٧/٢٧ ، ٢م، موقع الأزمنة
 ٢٢/٦/٣٢ ، ٢م، موسوعة أعلام سورية ١٨٨/٢ .

من حمص بسورية، تعلم في مدارس الروم الأرثوذكس ولكنه لم يحصل على شهادة، فتقف نفسه، واهتم بالدوريات التي تبحث في المسرح، عمل مصوّراً، ومارس الكتابة المسرحية، وعين مشرفاً على قسم التمثيل بنادي الفنون الجميلة، واعتبر أحد رواد الحركة المسرحية بحمص.

له روايات مخطوطة، منها: فراشة ولهب، الربيم.

ومسرحيات مخطوطة كذلك، منها: ليلة رأس السنة، عاشق الحمرة، حقوق العمال، الملاك الأسود، الحجاب، كشّاش الحمام.

وله نحو (٣٠) قصة قصيرة مخطوطة كذلك، منها: انتقام بعد الموت، فواجع العمال، ثمن القميص، عندما تموت الأم.

وله قصائد مخطوطة كذلك(١).

بهیج عثمان (۱۳٤۰ – ۱۹۸۰ م) ادیب، محرر صحفی، ناشر.



ولد في بيروت. عمل في تدريس الأدب زمناً، ثم تولى سكرتارية التحرير في مجلة «الأديب» البيروتية، واعتبر من أعلام نحضة النشر في العالم العربي، حيث أنشأ بالاشتراك مع منير البعلبكي مجلة «العلوم»، و «دار العلم للملايين». توفي في ليماسول (قبرص).

ومن مؤلفاته: المصور في التاريخ (بالاشتراك

(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

مع شفيق ححا ومنير البعلبكي، عدة أجزاء)<sup>(۱۲).</sup>

# بهیج بن محمد شعبان (۱۳۲۷ – ۱۳۹۸ه = ۱۹۰۹ – ۱۹۷۷م)

أديب مترجم.

من بلدة شحيم التابعة لإقليم الخروب بلبنان. حصل على شهادة في الهندسة من جامعة مايي توبا في كندا بالمراسلة، درَّس في بعلبك والقرعون، عمل رئيس دائرة في وزارة بليلية، وكان عضواً في ندوة عبدالله العلايلي بيروت، وقد نشط في الترجمة من الفرنسية إلى العربية، وشارك في ندوات ومؤتمرات علمية.

ترجم إلى العربية نحو (٦٠) كتاباً، منها: تقنية المسرح/ فيليب فان تيجيم، الإسلام/ هنري ماسيه، زنبقة الوادي/ هونري دوبلزاك، مزيفو النقود/ اندريه جيد، تاريخ علم الآثار/ جورج ضو، الأدب الإسباني/ جاي كامب. كما ترجم في الفلسفة: الماركسية - الوجودية - الماسونية.

وألف كتاب: أثر المعدة في الشعر العربي. وله ديوان شعر مخطوط، وطبعت له ملحمة بعنوان: معركة بلاط الشهداء: بواتيه. وله ترجمات لكتب أخرى عديدة ذكرت في

وله ترجمات لكتب اخرى عديدة ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(٣)</sup>.

رپ جين

مرزتفوالتقود

ىتىبىة مىبىنە بمئىخىسىتبان ھىرتىبىغىت

عويدات

(٢) معجم أعلام المورد ص ٢٨٤.

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية، قرى ومدن لبنان . ١٨١/٧ مع إضافات.

بهیجة أحمد شهاب (۱۳۵۱ - ۱۹۳۲ه = ۱۹۳۱ - ۲۰۱۲) باحثة اجتماعیة.

من العراق. حصلت على إجازة في القانون، ودبلوم عال في الخدمة الاجتماعية من جامعة كاليفورنيا. عينت معيدة في كلية الملكة عالية (كلية البنات) ببغداد، ورئيسة لقسم الخدمة الاجتماعية بها، ثم كانت أستاذة في قسم ورئيسة لفرع الخدمة الاجتماعية بها، وكانت متخصصة في (تنمية وتنظيم المحتمع)، ولما مقررات جامعية تدرس في أقسام علم ومعاهد عراقية. وقد أسهمت مع حبراء في ومعاهد عراقية. وقد أسهمت مع حبراء في الاجتماعية بكلية البنات. توفيت في مدينة الاجتماعية بكلية البنات. توفيت في مدينة سياتل بأمريكا يوم الثلاثاء ، ٢ رمضان، ٧ المضان، ٧

ومما طبع لها: المدخل إلى الخدمة الاجتماعية، خدمة الجماعة (مع إحسان محمد الحسن)، ميادين الخدمة الاجتماعية، النقلة الحضارية للمرأة في قانون التعديل الثاني لقانون الأحوال الشخصية<sup>(1)</sup>.

# بهيجة رشيد

(١٣١٨ - ١٩٠٧ هـ = ١٩٠٠ - ١٩١٨م) من رواد الموسيقى الشعبية والحركة النسائية. اسمها الصحيح: بهيجة محمود صدقى.

من مصر. تخرّجت في الكلية الأمريكية، عملت رئيسة لجمعية الخريجات، ثم انضمت إلى جمعية هدى شعراوي، وصارت رئيسة لها بعد وفاة صاحبتها، وكانت أول رئيسة مصرية لنادي سيدات القاهرة، ووكيلة لجمعية حماية المرأة والطفل، وعضواً في مجلس إدارة جمعية الأمم المتحدة بالقاهرة، واشتركت في تأسيس

(٤) أصوات العراق (الوكالة المستقلة للألباء) (١٤) ١٩٠٦م، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ١٠٥٥م ١٠

الاتحاد النسائي العربي، ومثّلت مصر في اجتماعات الاتحاد النسائي الدولي، وكانت من هواة الموسيقى، وشاركت مع زوجها في تأسيس جمعية مصرية لهواة الموسيقى، ثم رأست الجمعية، وكان لها صالون موسيقي. ماتت في ٩ شعبان، ٨ أبريل.

جمعت الأغاني الشعبية في ثلاثة كتب، واشتركت مع زوجها حسن رشيد في تأليف «أغاني الشباب» ولها مؤلّف في الأمثال الشعبية(١).

بهیجة بنت محمد توفیق أحمد (۱۳۳۰ - ۱۹۱۵ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۹۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

بهیجة موسی عرفة (۰۰۰ – ۱۹۳۱ه = ۰۰۰ – ۲۰۱۰م) (تکملة معجم المؤلفین)

بهيرة محمود الموجي (۱۰۰۰ – ۱٤۲۵ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۴م) (تكملة معجم المؤلفين)

بهیرة مختار حسین (۱۰۰۰ - ۱٤۳۲ه = ۱۰۰۰ - ۲۰۱۱م) محررة صحفیة وناشطة نسائیة.

من القاهرة. والدها ممثل وبطل في رفع الأثقال، ووالدتما (نبوية مصطفى) راقصة. حصلت على إجازة من قسم الصحافة بجامعة القاهرة، وبدأت العمل في (الأهرام) فور تخرُّجها عام ١٣٨٠هـ (١٩٦٠م)، وتدرَّجت فيها إلى نائبة لرئيس التحرير، وكانت متخصصة في شؤون المرأة والصحة والسكان، ورأست قسم التحقيقات

 (١) موسوعة أعلام العلماء ١٠١٠، ٣٢، ١٠٠٠ شخصية لسائية مصرية رقم ٨٦.

الصحفية، وشاركت في كتابة المقالات وإجراء التحقيقات الصحية للجريدة، ولمحلة الصحة والسكان والمرأة، وكانت مدافعة عنيدة عن "حقوق" المرأة والمحتمع "المدين" على هوى موجة التغريب، لا الدين والأخلاق والآداب. وقد نشطت اجتماعيًا، وكانت عضوًا في نقابة الصحفيين، وفي اللجنة العليا واللجنة التنفيذية للإعلام بالمحلس الأعلى واللجنة التنفيذية للإعلام بالمحلس الأعلى مؤتمرات المرأة العالمية والمحابية والعربية. توفيت يوم الأربعاء ٧٧ ذي الحجة، ٣٧ نوفمبر").

بوخالفة بيطام (۱۳۳۸ – ۱۶۳۶ هـ = ۱۹۲۰ – ۲۰۱۳م) أديب روائي.



ولادته في قرية آث نبي بتاويرت ميمون في الحزائر. اهتم بتاريخ الجزائر وخاصة منطقة القبائل في عهد الاحتلال، وعرَّف بأبطال المقاومة من خلال السرد والرواية، توفي يوم الثلاثاء ٢ رمضان، ٩ يوليه.

من رواياته: القرية السفلى، شارع الحرية، مريم، زغاريد الدقلى، فاطمة نسومر، تادرت أوفلا، رو دو لا ليبرتي، يويو دون لي لوريي روز ۲۰۰۰.

(٢) بوابة الأهرام ١٠٠٦/١/١/٢٣ من ١٠٠٠ شخصية نسائية مصرية ص٢١.

(٣) صحيفة الحياة اليومية ١٩/٧/١١ ٢٥، النهار المجديد ١٣/٧/١ ٢٥ واليوم التالي، المجاهد (بالتاريخ السابق). ولعل روايات له مكررة نتيجة الترجمة من الأمازيغية. ولم أعرف ما إذا كانت بالعربية أو غيرها، بعضها أو كلها.

بوراوي سعيدانة (١٣٧١ - ١٤٣٠هـ = ١٩٥١ - ٢٠٠٩م) أديب قاص.



ولد في الوردانين التابعة لولاية المنستير بتونس، اجتاز امتحان ختم الدروس بترشيح المعلمين في سوسة دون الحصول على شهادتها. عمل كاتب محكمة، وشارك في أنشطة نواد أدبية وجمعيات ثقافية بسوسة، وأعد برنامجاً ثقافياً أسبوعياً في إذاعة المنستير بعنوان: شارع الثقافة، وكتب القصة القصيرة والخاطرة الأدبية والمقالة والرواية، ونشر أعماله في صحف ومجلات تونسية، وكتب عنه وعن أدبه، وتوفي يوم ۲۷ محرم، ۲۳ حانفي (يناير) بسوسة.

كتبه: أخبار حمدان القرمطي وأتباعه (محموعة قصص)، مزالق المهالك (مفارقات قصصية)، مرجع الحرية والديمقراطية، حفل تأبين ثقافي (رواية، خ)(3).

بوزید سماتی (۱۳۳۳ – ۱۹۲۰ه = ۱۹۱۰ – ۲۰۱۲م) عالم تربوی. کان یُدعی (بوزید المصری).



 (٤) شبكة القصة القصيرة (إثر وفاته) موقع المترجم له في موقع القصة العربية (استفيد منه في ٢٧/٥/١هـ) هـ).

أحد أعلام منطقة أولاد جلال ببسكرة في الجزائر. طلب العلم في بلده، ثم في جامع الزيتونة، ومنها إلى الأزهر بالقاهرة، ونال عدة إجازات، عاد وتقلد عدة مناصب في قطاع التربية وقطاع الشؤون الدينية، فعمل بالمعهد الإسلامي في قسنطينة، وأشرف على فتح عدة معاهد ببسكرة وباتنة، وكان له دور جهادي هناك، شجن مرات، وصدر في حقه حكم بالإعدام من طرف العدوّ الفرنسي المحتل، وخفِّف إلى عشر سنوات سجن، وأطلق سراحه بعد الاستقلال. وكان مرجعًا للفتوى بناحية أولاد جلال. توفي يوم السبت ٢١ ذي القعدة، ٦ أكتوبر.

ترك مجموعة من الأعمال الفكرية والدينية

بوشتي بوعسرية (۱۰۱ - قبل ۱۲۲۳ آه = ۱۰۱ - قبل ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

بوشتي الجامعي (1771 - 1314 = 0.17 - 1774) عالم تربوي.



من قبيلة الجامعيين (أولاد جامع) الجاورة لمدينة فاس، انضم في سنّ مبكرة إلى الجاهدين خريجي جامعة القرويين، تعرَّض للاعتقال من قبل العدو الفرنسي ونُفي، عاد

(١) منتديات الجلفة (إثر وفاته)، صحيفة الخبر -04 + 14/1 +/4

لينظم خلية تضم طلاب القرويين وخريجيها لمقاومة الظهير البربري المعروف، وكان من زعماء حركة إصلاح التعليم داخل جامع القرويين، وألقى دروساً توجيهية وتعليمية في أماكن متعددة، كما أسَّس أول نقابة للسائقين، ومدرسة حرّة في القنيطرة، وكان من الموقعين على وثيقة الاستقلال يوم ١١ يناير ١٩٤٤م، وتوفي بالدار البيضاء ٩ جمادي الآخرة(٢).

#### بوشعيب = محمد اليزيدي

بوعزة يكن ( · 071 - 7731 a = 1781 - · 1 · 74) حزبي قيادي.



من مدينة الخميسات بالمغرب. من أوائل القضاة الذين تم تعيينهم بمجرد حصول المغرب على الاستقلال، وقد عمل وكيلًا للملك بمدينة الدار البيضاء، وبمحكمة الاستئناف، ومحاميًا بهيئة الدار البيضاء، واختلف مع رئيس حزب "الحركة الشعبية الوطنية " المحجوبي أحرضان فقام بتأسيس حزب "الاتحاد الديمقراطي" ورأس قيادته، ثم انصهر الحزبان في "الحركة الشعبية" التي رأسها امحند العنصر. وكان رئيسًا للجماعة القروية سيدي الغندور بإقليم الخميسات ونائبًا برلمانيًا عنها. مات في الرباط صباح يوم السبت ۱۲ محرم، ۱۸ نوفمبر (۱).

(٢) معلمة المغرب ٢٨٨٢/٩.

(٣) موقع الحركة الشعبية ٢٠ ديسمبر ٢٠١٠م، ناس

بوعلى ياسين (1771 - 1731& = 7391 - + + + 74) كاتب ومفكر علماني ماركسي. اسمه ياسين حسن.



من عين الزهور باللاذقية. حصل على الماجستير في العلوم الاقتصادية من ألمانيا الغربية، عمل وعاش في اللاذقية موظفاً في مديرية التخطيط بعيداً عن الأضواء الثقافية والسياسية، اشتغل أولاً بالتوفيق بين العقل والنقل، ووجد ضالته عند المعتزلة بتأثير أستاذه سليمان الخش، ثم انتسب إلى حزب البعث الاشتراكي، وفي ألمانيا اهتم بالاشتراكية «العلمية» (الشيوعية)، وتشبّع بالفكر الماركسي . ، كما استقى أفكاراً له من فروید، وبریخت. وظل وفیاً لرمارکسیته)، وعندما عاد إلى سورية حاول تعزيز المسار اليساري الجديد في الحركة الشيوعية. وكان قريباً من منهج إلياس مرقص الماركسي، وغالب هلسا. ولم يكن يؤمن بالوصاية على «الاعتقاد». توفي يوم ١٣ محرم، الموافق ١٨ أبريل (نيسان).

صدر له أكثر من ٧٧ كتاباً، موضوعاً ومترجماً، أشهرها كتاب «الثالوث المحرم»، وهو دراسة في الدين والجنس والصراع الطبقي. و «خير الزاد من حكايا شهرزاد»، وهو بحوث في ألف ليلة وليلة، إضافة إلى عدد من المؤلفات الأخرى في الاقتصاد والاجتماع، مثل: أزمة المرأة في الجحتمع الذكوري العربي، والعرب في مرآة التاريخ، والأدب والأيديولوجيا في سورية، بيان الحد بين الهزل والجد. وترجم:

هيس (جريدة مغربية إلكترونية) ١٨ ديسمبر ٢٠١٠م.

قصص من الروزنامة لبريخت. ثم صدرت أعماله الكاملة. وله عناوين كتب أخرى في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

بو العيد دودو = أبو العيد...

بول إلياس غليونجي (١٣٢٦ - ١٤٠٧هـ = ١٩٠٨ - ١٩٨٧م) رائد طبّ الغدد الصماء بمصر.



حصل على الدكتوراه في الأمراض الباطنة من كلية الطب بجامعة فؤاد الأول، ثم درَّس في الكلية نفسها، وفي جامعة عين شمس، وعمل رئيساً للقسم بحا، وقد أوفد إلى لندن في بعثة للحصول على عضوية كلية الأطباء الملكية، وإلى فيينا وباريس ولندن لدراسة أمراض الغدد الصم، وشارك في كثير من المؤتمرات العلمية، خاصة مؤتمرات تأريخ الطب الدولية بوارسو، وأثينا، ولندن، وكويبك بكندا، وباريس. كما شارك في مؤتمرات الغدد الصماء، وانتمى إلى عدد من الجمعيات والهيئات العلمية داخل مصر وخارجهاء وكان صاحب مدرسة علمية، وتخرِّج عليه جيل من الأطباء. انتخب نائباً لرئيس جمعية أمراض الروماتيزم، والحمعية أمراض القلب، وللجمعية الدولية لتأريخ الطب. كما اختير رئيساً للجمعية المصرية لتأريخ الطب وأسهم في إنشائها، ورئيس

(۱) موسوعة أعلام الفكر العربي ص ١٩٥٥، رواية اسمها سورية ص ١٩٥١، الفيصل ع ٢٨٤ ص ١٢٩، آرابيا كوم (موقع).

شرف للجمعية المصرية للغدد الصماء وأمراض الأيض التي كان مؤسساً لها. نال درجة الزمالة من كلية الأطباء بلندن، وكلية الأطباء الأمريكية. وعُيِّن خبيراً بالهيئة الصحية العالمية للغدة الدرقية في العراق، ومستشارًا للغدد الصم ومدير المعامل بالكويت، ودعته كليات الطب بمعظم جامعات العالم لإلقاء عاضرات بها. وقد فاز بجائزة أحسن كتاب في التغذية من الجمعية الدولية للتغذية. أنشأ قسم الغدد الصم في كلية الطب جامعة عين شمس، وأعاد الحياة إلى تاريخ الطب عين المجامعات. توفي في القاهرة خلال شهر جادى الأولى.

اشتهر بمؤلفاته العلمية، ومؤلفاته عن تاريخ الطب عند الفراعنة المصريين القدماء. وله (٩١) بحثاً... ومن مؤلفاته العلمية: عبداللطيف البغدادي طبيب القرن السادس الحجري: شخصيته- إنجازاته، ابن النفيس: طليعة العهد العلمي في الطب، كل. ولا تأكل، مقالتان في الحواس ومسائل طبيعية: رسالة للإسكندر في الفصل، رسالة في المرض المسمى ديابيطس/ عبداللطيف البغدادي (دراسة وتحقيق بالاشتراك مع سعيد عبده)، الهرمونات بين الطب والقانون/ سينوت حلم دوس (ترجمة)، موسوعة العلوم الإسلامية والعلماء المسلمين (تحقيق ومراجعة)، الطب عند قدماء المصريين، طب وسحر. وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

بول بولز (۱۳۲۸ – ۱۶۲۰هـ = ۱۹۱۰ – ۱۹۹۹م) مستشرق أمريكي.

(۲) حكماء القصر العيني ص٢٤٣، الفيصل ع ١٢٠ (جمادى الآخرة ١٤٠٧ه) ص١٣٩، أعلام مصر في القرن العشرين ص ١٤٢.



ولد بضواحي نيويورك، درس في جامعة ولاية فيرجينيا، ترك دراسته وزار باريس، وبناء على نصيحة جيرترود شتاين مضى إلى طنحة، وتنقل بين مناطق أخرى في المغرب والمحراء، وعمل ناقدًا موسيقيًا بنيويورك، واستقرَّ بصفة نمائية في طنحة منذ عام ١٣٦٧ه (١٩٤٧م)، وكرَّس حياته لكتابة الروايات والقصص القصيرة وقصص الأسفار، كما وضع تسع قطع موسيقية، وسعَّل الموسيقي الأندلسية، ولغة البربر القبلية، وخفظت في مكتبة الكونغرس. وقد اقتني جزيرة صغيرة قبالة سواحل سريلانكا. شرب الأفيون وتعاطي المعجون، مات في طنحة يوم ٤ شعبان، ١٨ نوفمبر.

ألف فيه إبراهيم الخطيب كتاب: باول بولز في المغرب.

ولمحمد شكري: بول بولز وعزلة طنحة. ولعبدالعزيز جدير: الحوار الأخير: بول بولز - محمد شكرى.

ترجم قصصًا وحكايات شفوية من اللهجة المغربية إلى الإنجليزية عام ١٣٧٣ه. قام بسحيل الموسيقا المغربية الشعبية والتراثية لصالح مكتبة الكونغرس منذ عام ١٣٧٩ه، وظهرت في أسطوانات عام ١٣٩٢ه. الطريق دوّن رحلته عبر المغرب في كتابه: الطريق عمد مرابط وإدريس بن أحمد بن هادي. ترجمت مجموعته «البستان» إلى العربية من تبر إبراهيم الخطيب، سجل ذكريات العربية من المعاشى عن السجن، وسجل رواية محمد العياشى عن السجن، وسجل رواية محمد العياشى عن السجن، وسجل رواية محمد

المرابط الشفوية «حب ببضع شعيرات». ترجم كتاب «الخبز الحافي» لمحمد شكري. له قصص وروايات، منها: دعه يسقط، شاي فوق الحبل، مائة جمل في الفناء، حياة مليئة بالثقوب، بدون توقف (سيرته الذاتية)، حكايات تاريخية، وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

بول غیراغوسیان (۱۳۴۵ – ۱۴۱۱ه = ۱۹۲۱ – ۱۹۹۳م) فنان تشکیلی.



ولد لعائلة أرمنية في القدس، نزح مع أهله إلى بيروت، درس الفنَّ في إيطاليا وفرنسا وأمريكا، شارك في أكثر من ١٠٠ معرض فردي وجماعي في عواصم عالمية، وكان صاحب مدرسة مميزة في الرسم، تميّز برسومه الزيتية، واعتمد الأشخاص في أكثر لوحاته. برز في معرض غاليري كوفه، واختاره غاليري كوركور في واشنطن عام ١٩٧٠م فنان السنة، نال سبع حوائز عالمية، منها الميدالية الذهبية من فلورنسا. ومات في بيروت(٢).

## بول نُوپًا = بولس نوپًا

(١) تشرين (٢٥، ٢٩٦/١)، كتابه «البستان»،
 وبآخره ببليوجرافيا بأعماله بالإنجليزية، الفيصل ع ٢٨٠ ص ٢٩٣٠، الموسوعة الحرة ٣٩/١/٣، الراصد ع ٣٩
 (٢) شخصيات وأدوار ص ٢٧١، الراصد ع ٣٩

 (۲) شخصیات وأدوار ص ۲۷۱، الراصد ع ۳۹ (کانون الثاني ۱۹۹٤م) ص ۱۲۲، الموسوعة الحرة ۲۰۱۱/٤/۲٤

بولس أسعد أسطفان (١٣٢٥ - ١٣٩٩هـ = ١٩٠٧ - ١٩٧٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

بولس أسعد الشرتوني (۱۳۳۷ - ۱۹۱۸ه = ۱۹۱۸ - ۱۹۳۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

بولس باسیلي (۱۳۲۶ - ۱۶۳۱ - ۱۹۰۱ - ۲۰۱۰) رجل کنیسة، محرر صحفی، کاتب.



من مصر. راعي كنيسة القديس الأنباء أنطونيوس بشبرا، عضو مجلس الشعب، رئيس ومؤسِّس جمعية الكرمة للمكفوفين والمسنين، أستاذ الوعظ بالكلية الإكليريكية، رئيس تحرير بحلة مارجرجس، أسَّس دار النشر الإكليريكي العام، الذي تطور إلى «رابطة الإكليريكي العام، الذي تطور إلى «رابطة خريجي الإكليريكية»، وأشرف على إذاعة «صوت الإنجيل اللبنانية» بالقاهرة، وتتلمذ عليه المئات من الخريجين والكهنة، وقدر ردًّ عليه المئات من الخريجين والكهنة، وقدر ردًّ تولي الشيخ محمد متولي الشعراوي لقوله إن الإنجيل محرَّف وإن النصارى كفار، عبا أدَّى إلى سجنه تسعة شهور. توفي في ٧ شعبان، ١٩ يوليو.

وله أكثر من (٤٠) كتاباً، منها: حياة موسى، سلسلة "المواعظ الإنجيلية"، أمام المذياع: خطب وعظات، ٥٠ سنة بين الأرض والسما، قليل من الخمر، أحلى ما

بولس بهنام = س*رکیس* بهنام

كتبت وأجمل ما رأيت، ذكرياتي في نصف

قرن ۳).

الخوري جرجس).

بولس الخوري (۱۳۱۶ - ۱۳۱۱ه؟ = ۱۸۹۱ - ۱۹۹۰م) مطران كاثوليكي. اسمه حليم بن ألكسندر (صار أبوه فيما بعد



ولد في بتعبورة في الكورة بلبنان. تعلم عدة لغات. أنحى علومه الجامعية في اللاهوت بأثينا، وعيِّن هناك شمّاساً، وأصدر بحلة باللغة اليونانية «الأمل» لسنة واحدة، عاد إلى بيروت ليسمّى كاهناً، ودخل في خدمة البطريركية الأنطاكية، فرئيساً على دير مار إلياس شويا، ثم رقي إلى رتبة أشمندريت، واعتمد لأبرشية جبل لبنان، ثم كان رئيساً لكنيسة رؤساء الملائكة بالقاهرة، عاد إلى بيروت رئيساً لكنيسة مار حرجس الكاتدرائية، وأخيراً مطران صور وصيدا وتوابعهما، أصدر بحلة «الأرثوذكسية» سبع

وله مؤلفات، منها: تاريخ دير صيدنايا، تاريخ الكرسي الأنطاكي على عهد البطاركة العرب، الفروقات بين الكنائس المسيحية، (٣) الأهرام ١٨/٨/٨ هـ، منتديات أولاد أم النور (إثر وفاته).

مذكرات أنطاكية، فهرس مكتبة دير السيدة في صيدنايا، كلمات في الرعاية، منظومات (شعر)، فلسفة الحياة (قصص)، أسرار الأزمة الأرثوذكسية(١).

بولس سلامة = بولس يوسف سلامة

بولس شيخو (۱۳۲٤ - ۱۹۰۹ هـ = ۱۹۰۱ - ۱۹۸۹م) بطريرك وكاتب كنسي. هو صادق بن ججو بن شيخو.



ولد في القوش بشمال العراق، انضم إلى المعهد الكهنوتي البطريركي في الموصل، رسم كاهناً باسم القس بولس، وأكمل دراسته في المعهد الحبري الشرقي في روما، وحصل على درجة الدكتوراه في العلوم الشرقية، ولدى عودته إلى الموصل عمل معلماً في المعهد الكهنوتي البطريركي ثم مديراً له إلى سنة ١٩٤٧، وفي هذه السنة رسم أسقفاً لأبرشية عقرة والزيبار، ثم نقل إلى أبرشية حلب، وفي سنة ١٩٥٨ رسم بطريركاً على الكلدان، واستقر في بغداد حتى يوم وفاته في المسان.

له: مختصر تأريخ الكنيسة الكلدانية، العقوبات الإكليروسية في القانون القلم لكنيسة الكلدانية (بالفرنسية)، الأديرة في مملكتي الفرس والعرب (ترجمة عن الكلدانية).

(١) موسوعة رجالات من بلاد العرب ص١١٥، موسوعة أعلام سورية ٢١٨/٢ (ووفاته في هذا المصدر ٩٩٠م)، السفير ١٦/١، ١٠٠٨م. وهو غير الشخص بالاسم نفسه الذي يكتب في التراث والحداثة.

الديورة في مملكتي الفرس والعرب/ ألفه بالكلدانية إيشوعدناح البصري (ترجمة)، رحلة غسابرو بالبي (ترجمة من الإيطالية إلى العربية - خ). وباقي كتبه في (تكملة معجم المؤلفين)(1).

بولس أبي عبدالله (۱۳۱٦ - ۱۶۰۳ه = ۱۸۹۸ - ۱۹۸۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

بولس فرج (۱۹۱۰ – ۱۹۱۳ه؟ = ۲۰۰ – ۱۹۹۳م) (تکملة معجم المؤلفين)

بولس فرج رحو (۱۳۲۱ - ۱۹۲۹ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۸م) كاهن. زعيم الطائفة الكلدانية الكاثوليكية شمال العراق.



أمضى حلّ حياته في الموصل، تخرّج في المدرسة الرئيسية ببغداد، رئيسم قسيساً عام ١٣٨٥هـ (١٩٦٥هـ) في بغداد نفسها، حصل على شهادة في اللاهوت الرعوي البابوي من جامعة القديس توما الأكويني في روما، عاد وبنى كنيسة القلب المقلس والمطرانية في تل كيف المحاذية لمنطقة الموصل، وفتح ميتماً للأطفال المعوّقين، عين رئيساً لأساقفة الكلدان بالموصل سنة ٢٠٠١م فكان مسؤولاً عن حوالي (٢٠٠٠) كاثوليكي

 (٢) موسوعة أعلام العراق ٧/٥٣، معجم المؤلفين العراقيين ٧/١،١ ، أعلام الأدب في العراق الحليث ١٩٢٢. وصورته من منتديات كرملش لك.

في عشر أبرشيات. واختلطت الأمور بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، فقصف موقعه، وكان قد رفض جعل الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً للتشريع. واختطف مرة ثم أوج عنه. وذكر من بعد أن ثلث المسيحيين هربوا من الموصل، وأنه إما أن يفر المسيحي، أو أن يعتنق الإسلام، أو يدفع الجزية! وقد رسمه البابا كاردينالاً من بعد. اختطف مرة أحرى وقتل إثر ذلك في ٦ ربيع الأول، ١٣ أذار (مارس)(٣).

بولس نُويًا (۱۳۶٤ - ۱۹۰۰هـ = ۱۹۲۰ - ۱۹۸۰م) «أب» يسوعي، مستشرق، مهتم بالتصوف الإسلامي، أحد «رواد» الحوار الإسلامي المسيحي في الشرق.



ولد في قرية إنيشكي بشمال العراق، درس العلوم الدينية في معهد (مار يوحنا الحبيب) بالموصل، ثم انتهى إلى الرهبنة اليسوعية، وواصل دراسته في باريس وروما، واتجهت اهتماماته إلى الدراسات الإسلامية التصوفية، مثّل المجمع الشرقي في العراق ليهتم بتحديد الرهبنة الهرمزدية الكلدانية قرابة أربعة أعوام في دير ماركوركيس، استقر في بيروت وانكبّ على البحث والتأليف في جامعة القديس يوسف للآباء اليسوعيين، ثم رحل إلى باريس وعين مديرًا للدراسات الإسلامية بجامعة السوربون.

(۳) من ترجمة نوزاد جرجيس عن التايمس أون لاين ۲۰۰۸/۳/۱٤م.

نشر وحقق الكثير من رسائل المتصوفة الإسلاميين، ومن هذه المؤلفات: التفسير القرآني والتعابير الصوفية، الرسائل الصغرى/ محمد بن إبراهيم بن عباد الرندي (تحقيق). ونشر كتباً في النصوص الصوفية لشقيق البلخي، وابن عطاء الله، والنفري(1).

بولس يتيم (۱۰۰۰ - ۲۰۲۳ه؟ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

بولس يوسف سلامة (١٣٢٠ - ١٤٠٠ه = ١٩٠٢ - ١٩٧٩م) شاعر ملحمي.



ولد بقرية بتدين اللقش قرب جزين في لبنان، وتلقى دروسه في مدرستي الفرير والحكمة، ثم التحق بالجامعة اليسوعية ونال شهادة الحقوق منها. تولى القضاء في طرابلس ومرجعيون وحاصبيا وزحلة. توفي بعد معاناة طويلة مع المرض، وكان يكتب الشعر والنثر وهو طريح الفراش.

له مؤلفات في الشعر والنثر، وقد اشتهر بملاحمه الشعرية، فله ملحمة نظمها عام ١٩٤٨م، تقع في ثلاثة آلاف بيت أسماها (عيد الغدير)، التي استوحى فيها حياة الإمام على رضي الله عنه، وملحمته الثانية «عيد الرياض»، وتقع في تمانية آلاف بيت، كان

 (١) معجم المؤلفين العراقيين ٢٠٤/١، ١ع موسوعة أعلام العراق ٣٥/١، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٢/١.

انرق بأن أرقع الإصاحب بحلالة اللك لمعلى المعلى الم

يولس سلامة (خطه)

الباعث له على تأليفها سيرة الملك عبدالعزيز آل سعود.

أما نثره فله فيه عدة كتب منها: الصراع في الوجود، حديث العشية، حكاية عمر، في ذلك الزمان، خبر وملح، مذكرات جريح(٢).

بولند أجاويد (۱۳۶۶ - ۱۹۲۷هـ = ۱۹۲۵ - ۲۰۰۱م) زعيم سياسي يساري.



ولد في إستانبول، تخرَّج في قسم اللغة الإنجليزية بكلية اللغات والتاريخ في جامعة

(٢) أقلام خالدة ص٩٦- ٣٧، معجم أعلام المورد ص ٠٢٤، الفيصل ع ٣٧ (صفر ١٤٤٠ه). . وخطه من كتاب: مكتبة الملك فيصل الخاصة.

أنقرة، أصبح نائباً في بحلس الأمة، ثم وزيراً، ثم رئيس وزراء خمس مرات، أمضى (٤٩) سنة في العمل الصحفي والسياسي، ودخل السجن (٣) مرات لمقالات انتقد فيها الانقلاب العسكري عام ٠٠٤١ه (٠٨٩١م) وممارسات الجيش. وكان سياسياً علمانياً معادياً للمناهج والطروحات الإسلامية، وكذلك للإمبريالية، التي كان يقصد بما أمريكا

والغرب، حتى إنه رفض طلب وقف زراعة الخشخاش بسب دعمه للمزارعين والعمال. واتخذ قرار التدخل العسكري في شمال قبرص عام ١٣٩٤هـ (١٩٧٤م) من خلال تحالفه مع نجم الدين أربكان الزعيم الإسلامي. وأثارت سياساته اليسارية نقاشات وأزمات القتصادية حادة حتى رضخ لشروط صندوق القوربية المشتركة عام ١٣٩٧هـ (١٩٧٧م) الانضمام إليها مع اليونان دون شروط؛ لأن تركيا ستكون مجرد سوق للمجموعة الصناعية. مات بعد (٦) شهور من غيبوبة نتيجة نزف في الدماغ، يوم الاثنين ١٥ شوال، ٦ تشرين الثاني (نوفمبر).

ترجم عدداً من الأعمال الأدبية للمشهورين، مثل طاغور وإليوت ولاوتسو، وجمعت أشعاره في كتاب «أشعار» الذي صدر سنة ١٣٩٠، كما ترجم ديوانه «نحتت النور من الصحر» إلى الألمانية (١٠).

(٣) الحياة ع ١٥٩٢٢ (١٩١١-١/٢٧)، مختارات
 من الشعر التركي/ ترجمة فاضل جتكر، ص ٧٥.

## بِيَّ بن البشير بن سليمان (١٣٣٩ - ١٤١٩هـ = ١٩٢٠ – ١٩٩٨م) تربوي قاض.

ولد في المبيديع من ضواحي ولاية لعيون عوريتانيا، رُبِّي يتيماً عند أخواله، درس في المحاضر، وتغرّب لطلب الفقه والعلوم الأخرى، حبّ، ودرس الحديث في مكة على الشيخ حسن المشاط وعاد إلى بلده. عبّن أستاذاً للغة العربية فمفتشاً لولايتي الحوضين ولعصابة، ثم قاضياً في لعيون وغيرها، حتى ولعصابة، ثم قاضياً في لعيون وغيرها، حتى حين رئيساً للمحكمة الإقليمية في نواكشوط، حيث تقام الحدود، واشتغل بالتأليف بعد حيث تقام الحدود، واشتغل بالتأليف بعد حتى وفاته يوم ١٠ رمضان.

من مؤلفاته التي ذكرها لنفسه: الجرعة السليمانية على الحسوة البيسانية (في قبائل بني حسان)، نظم في السيرة في عمود النسب، وآخر في عدد سور القرآن وعدد آياته مكيها ومدنيها، وآخر في الوعظ في أهوال القيامة والحشر، وديوان شعر في الصبابة والمدح.

وطُبع له بعد وفاته: موريتانيا: الوقائع والوفيات وذكر الحروب والإغارات(١).

## بي نظير بنت ذو الفقار بوتو (١٣٧٣ - ١٤٢٨ه = ١٩٥٣ - ٢٠٠٧م)

رئيسة وزراء باكستان، ابنة رئيس وزرائها.
من مواليد السند، تخرَّجت في جامعة
أكسفورد، وهارفارد، عادت إلى باكستان
سنة ٢٠٤١ه في عهد الجنرال ضياء الحق
لتطيح زعامة والدتما في انتخابات ١٤٠٨ه
(١٩٨٨م) بعدما أحسَّت أنما تسعى
إلى توريث زعامة حزب الشعب لابنها

(١) ومن كتابه الأخير ترجمته، قال: «اسمي الحقيقي هو سيدي أبو بكر، لكن غلب علي لقب بي، ابن البشير بن أحمد بن سليمان بن أحمد بن محمد بن أعمر طالب بن سيدي أبو بكر المياسي الناصري المعفري المعقلي الجعفري». قلت: وورد اسمه في مصدر، ربما اختصاراً: بيا بن سليمان الناصري.

البكر مرتضى، الذي قُتل عام ١٤١٦هـ (١٩٩٦م). تولت رئاسة الوزراء مرتين، بین عامی ۱۹۸۸ - ۱۶۱۰ ه (۱۹۸۸ - ۱۹۹۰م)، ثم ۱٤١٣ - ١٤١٦هـ (١٩٩٣ - ١٩٩٦م)، وأقيلت في المرتين على خلفية تهم بالفساد، لكنها أنكرت بشدة تلك الاتهامات واعتبرت أن دوافعها سياسية. دفعتها إدانتها عام ١٩٩٩م إلى مغادرة البلاد إلى الإمارات، وانضم إليهم زوجها بعد الإفراج عنه عام ٢٠٠٤م. ولم تنس «ثأرها» لمقتل والدها، ودأبت على اتمام العناصر المحافظة الموالية للجنرال ضياء الحق، بمحاولة تصفيتها، حتى إنحا اتحمتهم بالضلوع في الحجوم الذي استهدفها في مهرجان غداة عودتما إلى البلاد. وكان ضياء الحق الذي أطاح ذو الفقار على بوتو عام ١٣٩٧هـ (١٩٧٧م) وأعدمه بعد سنتين، لقى مصيره عام ١٤٠٨ هـ (۱۹۸۸م)، في انفجار طائرته في ظروف غامضة، الأمر الذي سمح لبينظير بالعودة إلى الحياة السياسية، والفوز بالانتخابات العامة. إضافة إلى عدائها مع ورثة ضياء الحق، عُرفت عناهضتها الإسلاميين الذين ارتابوا من «تقاربها مع الغرب» على رغم حرصها على الظهور بمظهر المرأة المحافظة على التقاليد. وكانت تردد: «لا أعتقد بأن أي مسلم حقيقي سيحاول الاعتداء على، لأن الإسلام يمنع الاعتداء على النساء، والمسلمون يعرفون أنهم إذا هاجموا النساء، سيذهبون إلى جهنم»! ا. وكانت على خطّ علماني واضح، مثل أبيها، ولم تكن تتقبّل الإسلاميين، الذين لا يرون شرعية ولايتها أصلاً، وأعربت عن ميلها كثيراً نحو تأسيس علاقات مع الكيان الصهيوني، ووصفت المدارس الدينية بأنها مفرِّخة «للإرهابيين»، وشدِّدت على ضرورة الضرب بيد من حديد على «الإرهابيين والمتطرفين». وذكرت أنها

الدولية للطاقة الذرية باستجواب عبدالقادر خان منشئ القنبلة الذرية. وقد عادت من الإمارات إلى باكستان بعد أن سمح لها الجنرال مشرّف بذلك، لكنها قُتلت، عندما ملغومة، في روالبندي، في حملة انتخابية لها مقتلها بتصفية المدارس الدينية في باكستان، والقاعدة قوية هناك، لكنها نفت مسؤوليتها عن الحادث، وكذا طالبان باكستان. قتلت عن الحادث، وكذا طالبان باكستان. قتلت في يوم الخميس ١٨ ذي الحجة، ٢٧ كانون في يوم الخميس ١٨ ذي الحجة، ٢٧ كانون

ومما كتب فيها: بينظير بوتو/ نوال مصطفى. من عناوين كتبها: بنت الشرق، وترجمة كتاب «السنة النبوية» لمحمد الغزالي إلى الإنجليزية في رئاستها الأولى للحكومة. وصدر لها بعد والغرب (الذي ترجم إلى العربية) وفيها يبدو علمانيتها وتعصبها ضد الإسلام ونظامه الصالح لكل زمان ومكان، وتستشهد بأقوال العلماني المتطرف محمد أركون وأمثاله الذين العلماني المتطرف محمد أركون وأمثاله الذين وهي تسمي كل مجاهد متطرفاً وإرهابياً، وهي تسمي كل مجاهد متطرفاً وإرهابياً،

بيا بن سليمان الناصري = بِيَّ بن البشير بن سلمان

# بیاتریس أوهانسیان (۱۳٤٦ – ۱۹۲۹ه = ۱۹۲۷ – ۲۰۰۸م)

من مواليد بغداد، تخرّجت بامتياز في قسم البيانو من معهد الفنون الجميلة، وأكملت دراستها في الأكاديمية الملكية للموسيقى بلندن، ودرست الصوت، وتابعت تدريبها العالي في نيويورك متخصصة في البيانو، الحياة ع ١٦٣٣٨ (١٢/٢٨/ ١٢٢٨)،

إذا وصلت إلى السلطة فستسمح للوكالة

هى تلك التي برزت بحمل ميليشا الكتائب السلاح لمناصرة الرئيس كميل شمعون ضد اللبنانيين المعادين لحلف بغداد والمؤيدين

للوحدة العربية التي كان يعمل لها الرئيس

جمال عبدالناصر. وفي الستينات حاول أن يعطى تحربته الطابع الاجتماعي والإنحائي، وانطلق في وزارة الأشغال ثم في وزارة المالية نحو الجالات الإنمائية والتطوير، لكنه كان دائماً يواجه علامات الشك من الفئات الأخرى، واتمامات كثيرة تؤكد انحرافه للغرب

واليمين، وقطع أوصال لبنان مع العالم

العربي، والعمل على بناء دولة طائفية حزبية

بجيش كتائبي قادر على امتلاك السلطة.

وحاول أن يوضح أفكاره ويرد عنه وعن

حزبه تهمة العداء للإسلام والعروبة، وتهمة

الولاء المطلق لليمين الغربي ومد الجسور نحو

إسرائيل. وفي السبعينات، وبعد تدريبات

وتجهيزات عسكرية مكثفة كان يشرف عليها

وبصورة دائمة استعداداً لحرب، وكان يرى

مع حلفائه أنها ستقع يوماً ما بينهم وبين

المقاومة الفلسطينية والأحزاب اليسارية،

اتخذ القرار بتصفية الحسابات. واندلعت

الحرب الداخلية عام ١٩٧٥م ولحق بلبنان

واللبنانيين ما لحق من دمار وقتل وتشريد...

وكان خصومه يقولون إنه ضرب الفلسطينيين

لمحرد أنهم كانوا الجيش المسلح للمسلمين.

عادت لترأس قسم البيانو في معهد الفنون الحميلة، وأعطت دروس الماجستير في الأردن ولبنان ومصر، ودرَّست في جامعة مينيسوتا وغيرها، وعزفت في جميع بلدان أوروبا، ورعاها معهد غوته بألمانيا، كتبت العديد من المقطوعات الموسيقية، واعتبرت موسيقية رائدة، وسفيرة العراق الدائمة في المحافل الدولية. ماتت يوم السبت ١٦ رجب، ١٩



تلقى دروسه الأولى في مدرسة العائلة، في عام ١٩٣٦م مثل لبنان في مؤتمر كرة القدم الدولي في برلين بمناسبة دورة باتجاه تحويل اهتمامات الرياضيين الشبان (١) موقع ناصرية لت (استفيد منه في جمادي الأولى ٠ ٣ ١ ١ هـ).

قيادتها ليصبح الرئيس الأعلى لها، وانصرف إلى تطوير حزبه وتعزيز قدراته السياسية والعسكرية رافضاً أو متجنباً فكرة الانتقال بالحزب إلى داخل السلطة، وكان يتحالف مع أي فريق يلتقي معه على خط واحد في محال الدفاع عن معتقداته، ويخاصم إلى حدود الحرب وحمل السلاح كل فريق لا يرى رأيه ورأي حزبه في الأمور التي كانت تطرح، وتعاون إلى آخر الحدود أيضاً مع الرئيس فؤاد شهاب، ودخل الحكم وزيراً في حكومة الأربعة التي ترأسها رشيد كرامي. ولعل أهم المحطات التي برز فيها دوره سياسيا وعسكرياً

بيار الجميّل (TTT1 - 3,3 /4 = 0, P1 - 3AP14) مؤسّس منظمة الكتائب في لبنان.



الأولمبياد، وعاد من هناك بأفكار تصبُّ وجهودهم نحو الجحال الوطني والسياسي، وأسس متأثراً بتنظيمات الشباب في ألمانيا ودول أوروبا منظمة الكتائب، وربط ما بين الهواية والرياضة والتمارين شبه العسكرية التي كانت مدخلاً إلى ثقافة حزبية حولت مركز الكتائب في بيروت إلى ما سمى ببيت الأمة، وأثارت هذه الخطوة كثيراً من الشكوك لدى الفئات اللبنانية الأحرى، وأدرك في سنة التجربة الأولى أنه لابدُّ من تطوير فكرته والانتقال من إدارة المنظمة التي شكلها إلى

مات في ٢٩ أغسطس (آب). ومما كتب فيه:

بيار الحميل: قائد ومؤسسة/ رفيق القائم. بيار الجميل: مواقف وآراء ١٩٧٥-. 4919.

بيار الحميل: قصة رجل ووطن/ جوزف أبو خليل.

الشيخ بيار: تاريخ في صور/ جان عون، جوزف أبو خليل.

رسائل إلى بيار الجميل: من رسائل جورج عبدالمسيح(٢).

بيار حلو = بيير هنري حلو

بيار روفايل (PTT1 - PT314 = + TF1 - A + + Ya) صحفي أديب.



من دلبتا بقضاء كسروان في لبنان. درس فلسفة اللاهوت، انتقل إلى معهد الغرير ببيروت، ودرَّس هناك اللغة العربية، وفي تَانويات أخرى. أسس عام ١٩٥٥م المحلة الأدبية «نصف الليل»، ثم محلة "عشتروت"، ثم عمل محرراً في صحف عديدة. أنشأ مع بعض الشبان فرقة لبنان للتمثيل العربي وكان رئيسها، وقدَّمت تمثيليات من تأليفه وإخراجه، كما قدّم أعمالاً مسرحية للصحافة، منها مسرحية الأمير بشير الشهابي، التي مثلت أكثر من

(٢) الحوادث ع ١٤٥٣ (١/٩/٩/٧).

مائة مرة في لبنان وسورية، ومسرحيات أخرى غيرها، كما كتب منها للإذاعة. ثم أنشأ مجلته القصصية الأدبية والتاريخية، وقدم نحو (٢٠) تمثيلية للتلفزيون.

وله (٥٠) مؤلفاً، منها: صقر الصحراء، غداً يطلُّ الربيع، القلب الأخضر، لن يعود، معقل النسور، أنا خاطئة، بين نارين، الأرض العذراء، ضاع عمري، من أجل عينيك، لا تلمني، حسناء بغداد، نار في الجنوب. وكتب أحرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

بيار شولي (١٣٤٩ - ١٤٣٣هـ = ١٩٣٠ - ٢٠١٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

بیار صادق (۱۳۵۱ - ۱۶۳۶ ه = ۱۹۳۷ - ۲۰۱۳م) رسّام کاریکاتیر.



ولد في بعبدا بلبنان. تخرّج في الأكادعية اللبنانية للفنون الجميلة، وعمل طوال حياته رسمام كاريكاتير. بدأ في صحيفة الصياد، وفي عام ١٣٧٧هـ (١٩٥٢م) انتقل إلى جريدة النهار، ومنها إلى صحيفة الأمل (لحزب الكتائب المسيحي)، وكان ثالث رسمام كاريكاتير في لبنان، وأول من نقد الكاريكاتير السياسي المتحرك يوميًا على شاشة التلفزيون، في عام ٢٠٦١هـ وتصدرت رسوماته أبرز الصحف اللبنانية، وحاز أوسمة مهتمًا بواقع الشعب اللبناني. وحاز أوسمة

(١) الشرق (لبنان) ٢٠٠٨/١/١٤م، معجم الروائيين العرب ص ٨٥. وصورته من موقع (روايتي).

وجوائز، منها وسام (ليونز) العالمية. توفي يوم الأربعاء ١٤ جمادى الآخرة، ٢٤ نيسان (أبريل).



كاريكاتير لبيار صادق

كتبه: كاريكاتور صادق، اضحك مع بيار صادق على السياسيين، كلنا عالوطن، بشير (۲).

بيار فضل الله داغر (١٣٣٥ - ١٣٩٦هـ = ١٩١٦ - ١٩٧٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

بيتر رسل (١٣٤٠ – ٤٢٣هـ = ١٩٢١ – ٢٠٠٣م) كبير الشعراء الإنجليز.



تعلم اللغة العربية وقرأ بحا القرآن الكريم. تأثر بالصوفية والفلسفة الإسلامية. ملك ابن الفارض عليه قلبه وعقله كما يقول. وكان من اهتماماته الأخيرة شعراء الحبّ العذري. مات في إيطاليا. توفي في ٢٠ ذي القعدة، ٢٢ يناير ٢٠.

(٢) الحياة ٤٢/٤/٣١، ٢م، البيان (الإمارات)
 ٥٢/٤/٣١، ٢م، الموسوعة الحرة ١٣/٤/٣٤، ٢م.
 (٣) الشرق الأوسط ع ٨٨٠٥ (٢٧/١٧/٤) هـ).

بيتر مدوّر (١٣٣٤ - ١٤٠٧ هـ = ١٩١٥ - ١٩٨٧م) عالم حيوان.



برازيلي - بريطاني، لبناني الأصل، أستاذ علم الحيوان في جامعتي برمنجهام ولندن. منح جائزة نوبل في الفسيولوجيا والطب لعام ١٩٦٠م بالمشاركة مع فرانك بيرنيت لبحوثهما في علم المناعة.

من عناوين كتبه: الاستقراء والحدس في التفكير العلمي (ترجمة بلال الجيوسي)(1).

بيتر ميغيل السيد (١٣٥٥ - ١٩٨٨ هـ = ١٩٣٦ - ١٩٨٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

بیداء عبدالکریم الزیر (۰۰۰ – ۱٤۲۳ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۲م) (تکملة معجم المؤلفین)

بيدر بن الإمام = محمد بن محمد الحسن u

بیر بال محمود (۱۳۵۳ – ۱۹۲۵ه = ۱۹۳۴ – ۲۰۰۴م) کاتب شاعر،

وصورته من الموسوعة الحرة (الإنجليزية). (٤) معجم أعلام المورد ص ٢١٤، موسوعة الموسوعة الحرة (واسمه فيها: بيتر براين ميداور).



من إحدى قرى أربيل بالعراق، نظم الشعر وألف أكثر كتبه بالعربية، فهو كردي. توفي يوم ٥ رمضان، ١٨ تشرين الأول. مؤلفاته بالعربية: أغاني الثورة، أفول النجوم، من الماضي، شباب الألم، همسة العشاق. وله عدة كتب بالكردية(١).

بيرو هاري = فواز قبلان الحاتم

بيشوي عبدالمسيخ (۲۰۰۰ - ۱۶۲۱ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

بيشوي كامل = سامى كامل إسحاق أسعد

بيمن (الأنبا) (١٣٤٩ - ١٠٤١ه = ١٩٣٠ - ١٩٨٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

بيومي قنديل (١٣٦١ - ١٤٣٠ ه = ١٩٤٢ - ٢٠٠٩م) كاتب قبطي متعصب.



 (١) الموسوعة الكبرى لمشاهير الكرد ٢٤٤/١، موسوعة أعلام العراق ٢/٥٧، معجم المؤلفين العراقيين ٢٠٧١، ٢، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٢٥٥/١، الصوت الآخر (مجلة أسبوعية) ع ٦٩ (١٩/١٠/١٠) (٢٠٥/١٠).

من محافظة المنوفية بمصر، حصل على إجازة في اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة، وتعلم اللغة القبطية في كلية الدراسات القبطية، وأجاد عدة لغات أخرى، ودرَّس اللغة الإنحليزية. كتب عن الوطنية المصرية ولغتها، ودافع عن قبطية مصر ورفض عروبتها، وتكاملت أوراق حزب جديد لديه ودعا لأفكاره قبل موته. اطلعت على كتابه «دفاعاً عن تراثنا القبطي» فكان مكتوباً بالعامية المصرية. عضو جمعية القاهرة للغويين. له مقالات وكتب عديدة في اللهجة المصرية والثقافة المحلية. توفي يوم الخميس ٨ أكتوبر. دافع عن طه حسين ونقد كتاب الأستاذ أنور الجندي "طه حسين: حياته وفكره في ميزان الإسلام"، وردَّ عليه الأستاذ زيد فياض في كتابه " أخطاء في كتاب أصول العالم الحديث ومعه الرد على بيومي قنديل ً وطبع عام ٤٣٣ ه.

ومما ترجم وألّف: أخناتون الفرعون المارق بين الأتونية والموسوية/ دونالد ريد فورد (ترجمة)، حاضر الثقافة في مصر، دفاعاً عن تراثنا القبطي، الصوفيون/ إدريس شاه مصر وكنعان وإسرائيل في العصور القديمة/ دونالد ريد فورد (ترجمة)، أمونة تخاوي الجان (قصص)، الترجمة فنّ، كل شي كان (شعر بالعامية، صدر باسم ابن ابن عروس)، بالعامية، صدر باسم ابن ابن عروس)، العيد الكبير (مسرحية للأطفال عُرضت)، العيد الكبير (مسرحية)، عصافير الصدف العيد الكبير (مسرحية)، عصافير الصدف معجم المؤلفين)،

بییر بونت (۱۳۲۱ – ۱۹۳۵ هـ ۱۹۴۲ – ۲۰۱۳م) مستشرق.

(٢) من حوار معه في «ديوان العرب» (١٩/١/٤، ٢م)، الموسو عة الحرة ٥ / / ١ / ٢م



ولد في بلدة أنولين شمالي فرنسا، حصل على درجة الدكتوراه في الإثنولوجيا والأنثروبولوجيا من مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية بباريس، وعمل عضواً بمختبر الأنثروبولوجيا الاجتماعية في المدرسة نفسها، ومديراً للمركز الوطني للبحث العلمي، ومديراً للبحث في مركز الأبحاث الفرنسي، اهتم بالطوارق وتاريخهم وأحوالهم الاجتماعية وخاصة في موريتانيا، وانطلق في تصوراته لعلم الإنسان من الفلسفة الماركسية آنذاك، وتركيزه في بحوثه على القرابة والعمل ونعط حياة البدو الرحار، وتوسّعت علاقته مع مجتمع (البيظان) في موريتانيا، وقدَّم أعمالاً عديدة حول المجتمعات القبلية ومحتمع الصحراء، وكان مسؤولاً عن العديد من البعثات الدراسية في النيجر والجزائر وموريتانيا والمغرب وتونس. توفي يوم الثلاثاء ٢ محرم، ٥ نوفمبر، وترك العشرات من الكتب والدراسات والمقالات..

وإنجازه الأكبر هو أطروحته في الدكتوراه حول إمارة آدرار، التي نشر بعضها تحت عنوان " إمارة آدرار الموريتانية: الحريم التنافس والحماية في مجتمع قبلي صحراوي، ترجمه إلى العربية محمد بوعليبة بن الغراب، وله مع مشل إزار «معجم الإثنولوجيا والأنثروبولوجيا الذي ترجم إلى العديد من اللغات العالمية، منها العربية. وله أيضاً: حبل الحديد: الشركة العربية. وله أيضاً: حبل الحديد: الشركة الوطنية للصناعة والمعادن: شركة معادن في صحراء موريتانيا في زمن العولمة، آخر الرحّل، وأشرف على حوالي (٢٠) كتاباً، منها كتاب: الخوابات والأمثال الموريتانية منها كتاب: المؤريتانية

·(')(>T)

بيبر روسي (۱۴۲۰ – ۱۴۲۶ه؟ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۳م) مستشرق فرنسي.



درس التاريخ والحضارة والثقافة العربية في بغداد (١٤) عاماً. وكان رحيله منها قبل الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق، ومات وهو يوصي: "انتبهوا إلى ما تلحقه الحرب من أذى في آثار بابل والرافدين، احرصوا على متحف بغداد ومكتبتها كيلا تعاد صورة هولاكو إلى قرننا". وقد حدث ما كان يخشاه، فنهب

(۱) موقع السراج الإخباري ۲۰۱۳/۱۱/۷م، موقع التجدید ۱۳/۱۱/۳م.

المتحف الوطني، وأُحرقت المكتبة الوطنية بعد نحمه!

بعد عودته إلى باريس ألف كتابيه: مدنية أوزيس تاريخ العرب الحقيقي (ترجمة فريد جحا) ثم بعنوان: التاريخ الحقيقي للعرب: مدنية إيزيس، مفاتيح الحرب: الأسرار الكامنة وراء حرب حزيران ١٩٦٧م (ترجمة يوسف عصفور، وطبعة أخرى ترجمة يوسف مزاحم)(۱).

بيير هن**ري حلو** (۱۳٤۸ - ۱۹۲۹هـ = ۱۹۲۹ - ۲۰۰۳م) نائب مارونی وزیر.



(۲) تشرین ع ۸۹۰۸ (۲۰/۲/۲۱ ۲۹).

من لبنان. انتخب نائباً عن قضاء عالية، ووزير دولة للصناعة في عهد سليمان فرنجية، صاحب علاقة مع جميع الطوائف اللبنانية، عضو مؤسس مع موسى الصدر لحركة المحرومين. رفض عرض أمين الجميل لتسلم رئاسة الحكومة الانتقالية لعلمه أن المسلمين لن يقبلوا بترؤس ماروني، أيد اتفاقية الطائف، رفض اقتراح ترشيحه لرئاسة الجمهورية بعد اغتيال رينيه معوض، ترأس النيابية عام ١٤١٧هـ (١٩٩٦م)، سعى الرابطة المارونية بعد فشله في الانتخابات النيابية عام ١٤١٧هـ (١٩٩٦م)، سعى الوزراء رفيق الحريري في إصلاحاته المالية والاقتصادية، كان رجل أعمال نشط في السعودية والكويت خاصة (١٩٠٥م).

(٣) الحياة ٩٤٢٤/٦/٥ (١٤ دليل الإعلام والأعلام ص

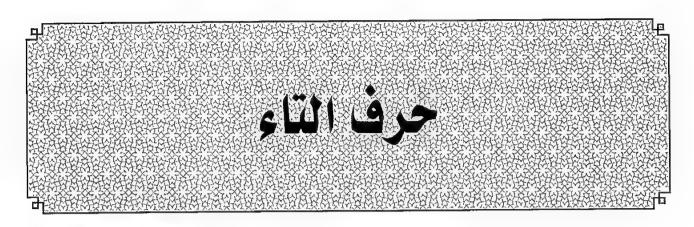

التاج عمر أحمد مكي (١٣٣٣ - ١٩١٤هـ؟ = ١٩١٤ - ١٩٩٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

تاج الدين حسان = حسان منصور فراج

تاج الدين بن سعيد مسعودي (١٣٥٧ - ١٤٢٥ه = ١٩٣٨ - ٢٠٠٤م) رئيس جمهورية جزر القمر.

عمل مراقباً مائياً في وزارة المائية، وكان عضواً في حزب الوحدة، تسلم الرئاسة بعد وفاة الرئيس محمد تقي عبدالكريم، وتوفي يوم الاثنين ١٠ محرم، الأول من مارس(١١.

تاج الدين الموسى (١٣٧٧ - ١٤٣٣هـ = ١٩٥٧ - ٢٠١٢م) أديب وكاتب اشتراكي ساخر.



(١) الموسوعة الحرة ١٠/٨/١٠٢م.

من أبناء قرية كفر سجنة التابعة لمحافظة إدلب السورية. حصل على شهادة حول النفط، مارس العمل الصحفي، وكتب القصة والسيناريو. فاز بالمركز الأول لجائزة شعاد الصباح. انتمى إلى الماركسية بحماس ثم تركها، ولكنه ذكر في لقاء معه قوله: «كنا متحمسين للاشتراكية ومازلنا، وكنا متحمسين للدفاع عن حرية الإنسان والديمقراطية وما زلنا». توفي يوم الأربعاء، الأول من شهر ربيع الآخر، ٢٣ شباط.

من كتبه المطبوعة: مسائل تافهة، الشتيمة الأخيرة، حارة شرقية وحارة غربية، سباق بالمقلوب، الخائب.

إضافة إلى تمثيلية تلفزيونية عنوانها: الكرسي<sup>(۱)</sup>.

تاج السّر بن الحسن بن الحسين (١٣٥٤ - ١٤٣٤ه = ١٩٣٥ - ٢٠١٣م) أديب شاعر ناقد.



ولادته في جزيرة أرتولي بالإقليم الشمالي من السودان. نال إجازة في اللغة العربية من جامعة الأزهر، وحصل على الماجستير والدكتوراه من معهد مكسيم غوركي بموسكو، ودرَس هناك في معهد العلاقات الدولية. عمل موظفًا بالمحلس القومي للتعليم العالى، وكتب في عدد من الصحف والمحلات المصرية والسودانية، واشترك في ندوات أدبية وشعرية، وفي برامج إذاعية وتلفزيونية، وحاضر في الجامعة الأهلية بأم درمان، وفي جامعة الخرطوم، وترجم أعمالًا من اللغة الروسية إلى العربية، وكان عضو رابطة الأدباء السودانيين بالقاهرة، وعضو اتحاد الكتّاب السودانيين، ونأى بنفسه عن السلطة ومؤسّساتما، ورفض تكريمات الحكومات المتعاقبة، وأن تكريمه الحقيقي هو في محبة الشعب له. ورثى زوجته الروسية التي ماتت قبله بأعوام وحزن عليها. وعد من رواد الشعر الحديث بالسودان. توفي مساء الاثنين ٣ رجب، ١٣ أيار مايو.

(۲) جريلة الشرق (السعودية) ۲۰۱۲/۲/۳۳م، ولقاء معه في (النور) ع ۳۸٤ (۸/٤/۸).

آفلا بن با آخراً ... قد مَنْ فَاكَ با يَدِيناً ... فَسَلِ الْغَرْمِ .. وَمَلا بِنَ لَهِ آخِرَا .. سَفْقُ مَنْ بَيْنِينَ بِجَدِ الْعَرَى مِنْ مَنْ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُولِمُ لَكُور مِنْ مَنْ أَنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ الْمَنْ فِي مَنْ الْمَنْ فِي ... مِنْ مَنْ أَنْ فِي سَمَاءِ الْمَشْرِقِي ...

تاج السر الحسن (خطه)

دواوينه: قصائد من السودان (مع جيلي عبدالرحمن)، القلب الأخضر، قصيدتان لفلسطين، النحلة تسأل أين الناس، الأتون والنبع.

مؤلفات أخرى له: بين الأدب والسياسة، قضايا جمالية وإنسانية، الابتداعية في الشعر العربي الحديث.

ورسالته في الدكتوراه: الرومانسية في الشعر الحديث بين الحربين: محاولة للكشف عن نظرة عربية شاملة لهذا الاتجاه في الأدب العربي الحديث(١).

تاج السرّ عبدالقادر العمدة (۱۰۰۰ - ۱۲۳۴ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

تامر بشراوي (۱۳۶۶ - ۱۳۳۳ه = ۱۹۲۱ - ۲۰۱۲م) (تکملة معجم المؤلفين)

تامر سلوم سلوم (۰۰۰ – ۱٤۳۱ه = ۰۰۰ – ۲۰۱۰م) ناقد أدبي حداثي.

من سورية. حصل على الماجستير، ثم

 (١) شعراء وأدباء وكتاب من السودان ص١٣٦، معجم المؤلفين السودانيين ٢٧٤/١، معجم البابطين ٢٠٨/١.

الدكتوراه عام ١٣٩٨ه من قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب في جامعة العاهرة. أستاذ في قسم اللغة العربية بجامعة تشرين، وعضو هيئة التدريس في كلية العلوم الإنسانية بجامعة الملك خالد في أبحا. ذكر في لقاء معه أن الغاية من كتابه (الأصول) هو «تحرير الثقافة النقدية العربية من قيودها القديمة»، وأن ما طرحه فيه «خلق حساسية وأنه وإن سبقه في هذا مصطفى ناصف وأدونيس، فإنه «أوصل الأصول النقدية إلى أقصاها»! وأن المذكورين كان يرى فيهما وأدونيس، فإنه الأصلية». توفي في حادث أقصاها»! وأن المذكورين كان يرى فيهما «الذات العميقة الأصلية». توفي في حادث سير بالسعودية، وله مقالات عديدة في دورياتها. توفي في شهر تموز.

من عناوين كتبه المطبوعة التي وقفت عليها: الأصول: قراءة جديدة للتراث، نظرية اللغة والجمال في النقد العربي، ورسالته في الماجستير: علاقة البلاغة بالنحو عند الزيخشري، وفي الدكتوراه: التشكيل اللغوي والجمالي عند عبدالقاهر الجرحاني في ضوء فاعليه اللغة ونظرية السياق(٢).

# تانسري عبدالجليل = عبدالجليل حسن

عام ١٣٨٥ه، وفاز بجائزة رجل العام على

مستوى ماليزيا عام ١٤١٢هـ. وذكرت

إحدى بناته أنه أوصاها بصرف أمواله في

رعاية أيتام المسلمين في البوسنة والهرسك(١).

### تانیا رینهارت (۱۳۲۶ – ۱۹۲۸ هـ ۱۹۶۶ – ۲۰۰۷م)

باحثة لغوية وكاتبة يهودية يسارية معارضة. حصلت على الدكتوراه من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا تحت إشراف أستاذها نعوم تشومسكي، وعادت إلى الكيان الصهيوبي عام ١٣٩٧هـ لتشغل منصب أستاذة في قسم الأدب المقارن بجامعة تل أبيب، ولتتابع أبحاثها اللغوية، وكانت عالمة في اللغويات النظرية، وفي محال علم التراكيب والدلالة وتحليل الخطاب واللغة السيكولوجية، وكانت مرشحة لخلافة أستاذها تشومسكي. عُرفت بمعاداتها للصهيونية، ومناصرتها للقضية الفلسطينية من خلال المقالات والكتب والمواقف التي أبدتما تجاه تصرفات الكيان اليهودي، وخاضت العديد من المعارك في مواجهة احتلال فلسطين، حتى قيل عنها سخرية إنما ناشطة في (حماس) ولا ينقصها إلا الحجاب! وكانت محللة سياسية بارعة للسياسة العنصرية الحاقدة تجاه الفلسطينيين، من خلال المقالات التي كانت تنشرها في صحيفة يديعوت أحرنوت اليهودية، ودعت إلى مقاطعة الجامعات الإسرائيلية أكاديميًا، ونجحت في بعض ما دعت إليه، لكنها أرهقت من الضغوط عليها حتى غادرت إلى بريطانيا لتدرّس هناك، وماتت في نيويورك يوم ٣ مارس.

من مؤلفاتها: إسرائيل...فلسطين: سبل إنحاء (۲) العالم الإسلامي ع ۱۲۷۷ (۳/۲۵ – ۱۲۲/۶/۱ م)، الفيصل ع ۱۹۱ (جادي الأولى ۱۶۱۳هـ).

# تانسري داتو حاجي محمد عصري مودا (۱۳۲۲ – ۱۲۱۳ه = ۱۹۲۳ – ۱۹۹۲م)

رئيس الحزب الإسلامي الماليزي تانسري. كان عالماً وخطيباً طوال حياته العملية. تقلد منصب كبير وزراء ولاية كلنتان، ووزير في حكومة ماليزيا. وكان من أبرز الرجال الذين قاوموا المحتل لتخليص اتحاد الملايو والفوز بالاستقلال، وأحد أبرز المنافحين عن الإسلام في بلاده. أسس «مركز الدراسات الإسلامية العالمية» في مدينة نيلم فوري

(۲) أللقاء معه من قبل «مها المؤيد» وظهر مختصره في «الأبجدية الجديدة» ١٠/٧/١٥م، وكتبت عنه كذلك في صحيفة الوحدة ١٠/٧/١٤م.

حرب ١٩٤٨ بين استراتيجيات التدمير وأوهام السلام (ترجمة رندة بعث ورشا الصباغ)، وهو نفسه كتاب: تدمير فلسطين. ولها أيضًا: ميراث شارون(١١).

# تتا الأبييري = محمد المصطفى بن أحمد الأبييري

التجاني انظر أيضًا: التيجاني

# التجاني الطيب بابكر (١٣٤٥ - ١٤٣١ه = ١٩٢٦ - ٢٠١١م) قيادي شيوعي.



من شندي بالسودان. انتمى إلى الحزب الشيوعي وهو في مصر منذ الأربعينات الميلادية عندما كان يدرس في جامعة فؤاد الأول، فاعتقل بسبب نشاطاته الشيوعية ورحِّل إلى السودان، وعندما شكلت «الحركة السودانية للتحرير الوطني» (حستو) عام السوداني التي تحولت فيما بعد إلى "الحزب السوداني الشيوعي"، صار المترجم له أحد قادته منذ ذلك التاريخ، وكتب في صحافة قادته منذ ذلك التاريخ، وكتب في صحافة للحزب، وكان رابع رئيس تحرير لها، وعاش للحزب، وكان رابع رئيس تحرير لها، وعاش في مصر منذ عام ٩٠٤ هـ (٩٨٩ م)، لي مصر منذ عام ٩٠٤ هـ (٩٨٩ م)، وعاد ليصدر (الميدان) من جديد ويرأس تحريرها حتى وفاته، وقد اعتقل مرات، وكان

(١) الأهرام ع ٤٣٩٣٤ (١٤/١٨/٢٧ه)، موكز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ٢٠٠٧/٣/٣م.

عضو المكتب السياسي وسكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي. مات في ٢٨ ذي الحجة، ٢٤ نوفمبر(٢).



التجاني الطيب رأس تحرير صحيفة (الميذان) الشيوعية حتى وفاته

# التجاني عامر أحمد (١٣٢٨ - ١٤٠٨ه = ١٩١٠ - ١٩٨٨م) شاعر وصحفي كاتب.

هو التجاني عامر بن أحمد بن عبدالماجد. ولد في أم درمان بالسودان. تخرج في معهد الصحة الملكي بلندن، اشتغل في محال تخصصه، وصار كبير مفتشي الصحة. وعمل عرراً سياسياً وأدبياً في جريدتي «العلم» و «النداء»، وأصدر مجلة «العاصمة» الأدبية عام ١٣٨٦ه (١٩٦٦م)، ونشط في العمل السياسي.

ومما طبع له: خلفيات تاريخية لجنوب السودان، دراويش وفرسان، السودان تحت المخكم الثنائي، بحر الغزال بين العصابات والحكومات، النيل الأبيض قديماً وحديثاً، حدٌ وهزل، السلالات العربية السودانية في النيل الأبيض.

وله عدد من المخطوطات، منها: أم درمان، قبائل غرب السودان، ستون عامًا تحت الاستعمار (٣).

# تحرير كاظم السماوي (١٣٧١ - ١٤٣٠ هـ = ١٩٥٧ - ٢٠٠٩م) (تكملة معجم المؤلفين) تحسين محمود بشير (١٣٤٤ - ١٣٤٣هـ = ١٩٢٥ - ٢٠٠٩م)

(۲) صحيفة الصحافة ع ۲۰۸۳ (۲ ۲۰۱۱/۱۲ م).
(۳) تراجم شعراء وأدباء وكتاب من السودان ص ۲۰، ديوان الشعر العربية، معجم البابطين لشعراء العربية، معجم المؤلفين السودانين ۲۸۰/۱.

دېلوماسي.

ولد في الإسكندرية، حصل من جامعتها على إجازة في الاقتصاد السياسي، ودراسات عليا من جامعة برنستون. عمل مع جمال عبدالناصر، أسَّس مع مجموعة من أصدقائه بأمريكا جمعية الطلبة العرب، مدير إدارة فلسطين، ورئيس مكتب الجامعة العربية في لندن وباريس، ومدير مكتب نيويورك. مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، سفير مصر بكندا، المتحدث الرسمي لمصر عام ١٣٨٩.

من مؤلفاته: النشاط الإعلامي العربي في الولايات المتحدة(٤).

تحية كاظم (١٣٤٣ - ١٤١٠ه = ١٩٢٤ - ١٩٩٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

## تحية محمد حليم (١٣٣٨ - ١٤٢٤هـ = ١٩١٩ - ٢٠٠٧م)

فنانة تشكيلية، لقبت بررام الفنانين»!
ولدت في السودان. تخرجت في أكاديمية
جوليان بياريس. درَّست بالكلية الفنية للبنات
بالزمالك في مصر، عضو المحلس الأعلى
للفنون. انشغلت في لوحاتما بموضوعات
النوبة بعد زيارة للمنطقة. أنشأت مرسما
خاصاً بما لإنتاج وتدريس الفن، أقامت أكثر
من (٥٤) معرضاً بالداخل والخارج، نفذت
من (٥٤) معرضاً بالداخل والخارج، نفذت
معارض بالخارج. لها عدة لوحات بمتاحف
معارض بالخارج. لها عدة لوحات بمتاحف
عالمية، ونالت جوائز رفيعة. توفيت يوم
السبت ٢٣ ربيع الأول، ٢٤ مايو.

(٤) الأهرام ع ٤٢٢١٩ (١٠ يوليو ٢٠٠٢م).



لوحة لتحية عبدالحليم

ومماكتب فيها:

تحية حليم/ لويس عوض. - القاهرة: وزارة الإعلام، ١٤٠٥ه.

تحية حليم: الواقعية الأسطورية، ٢٤١ه(١).

أبو تراب الظاهري = عبدالجميل بن عبدالحقّ

أبو تراب غلام نبي عبدالرحمن الفاروقي مرداني (١٣١٣ – ١٣٩٧هـ = ١٨٩٥ – ١٩٧٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

التراد بن عبدالقادر العلوي (۱۳۳۹ - ۱۶۱۹ه = ۱۹۲۰ - ۱۹۹۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

تركي إبراهيم سلطان (۱۰۰۰ - ۱٤۳۵ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۱) السياسة ۱۹۲۰/۳/۲۱ م موسوعة أعلام مصر ص۱٤٥٠ الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص۸۲، ١٠٠٠ شخصية نسائية مصرية ص ٢٠٠٠ بملة الكواكب ١٩٩٣/٥/٤ م. ولوحتها من موقع المعرفة.

تركي بن أحمد السديري (١٣١٩ - ١٣٩٧هـ = ١٩٠١ - ١٩٧٧م) بير.



ابن أحد قادة الملك عبدالعزيز آل سعود. ولد في بلدة الغاط. ولاه الملك الجوف، بعد أن شارك معه في عدة معارك وعمره لم يتجاوز العشرين عاماً. تابع حروبه في المحدود الشمالية والغربية، وشارك في معركة السبلة ضدَّ الإحوان، وعاد أميراً على منطقة عسير، وإضافة إلى عمل الإمارة كان يجهز الجيوش ويشرف على التموينات العسكرية ضدَّ اليمن. ثم عيِّن رسمياً أميراً على جازان سنة ١٣٧١ه، وبقي في منصبه حتى وفاته يوم الرابع من شهر ذي القعدة (٢٠).

تركي بن سلطان آل سعود (۱۳۷۹ - ۱۳۳۶هـ = ۱۹۰۹ - ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

تركي بن صالح العصيمي (١٣٦٤ - ١٩٤٠ هـ ١٩٤٤ - ١٩٩٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

**تركي بن عبدالله العطيشان** (۱۳۳۰ - ۱۶۰۵ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۸۶م) عسكري إداري.

(٢) ربحال في الذاكرة ٣٥/١، من أحداث وأخبار الجزيرة العربية ١٨٥.



ولد في بريدة بالسعودية، انخرط في الخدمة العسكرية وسلاح الحدود، رئيس حرس الملك عبدالعزيز، رئيس شرطة المربّع التي صارت نواة للجيش السعودي، كلّف بمهام ملكية، منها تفقده لأعمال شركة أرامكو، أمير البريمي، نائب أمير المنطقة الشرقية، أسس « بحلة الشرقية». توفي في الأول من شهر ربيع الأول، ٢٤ نوفمبر (١٠).

**تركي علي الربيعو** (۱۳۷۱ - ۱۶۲۷ هـ = ۱۹۵۱ - ۲۰۰۷م) كاتب وصحفي حداثي.



من مواليد القامشلي بسورية، من عشيرة طيّئ العربية، ولذلك اهتم في كتاباته بعلم اجتماع البداوة وما إليه. درس العلوم، ودرّس في مدارس مدينته، ثم جاء إلى دمشق واحترف الكتابة دون غيرها. كان غارقاً في فكر الحداثة، يكتب في الإسلاميات على غير النهج الإسلامي، بل على النهج الغربي والفلسفي الحداثي. له مقالات عديدة في السياسة والاجتماع والاقتصاد والحضارة، منها في بحلة «التعاون» الخليجية، ونشر

(٣) أعلام القصيم ص ٢٤٨.

له رياض الريِّس وغيره، وقد حجَّ بدعوة من وزارة الحج، ولكنه تعامل مع ذلك كتراث عربي وليس كدين، فهو يقول: إن «تقدميينا (يعنى من السوريين) لم يستطيعوا أن يصدِّقوا أنني أديت مناسك الحج! هم لديهم موقفهم من الإسلام كدين، أنا بالنسبة لي الأمر مختلف جداً، الإسلام هو ثقافتي وثقافة الأمة»! قالما بشيء من السخرية والمرارة. وقال باحث مقرّب له: بدأ كتاباته عن الإسلام بكتابيه: «الإسلام وملحمة الخلق والأسطورة»، وكتاب «العنف والمقدس والجنس في الميثولوجيا الإسلامية »، ثم كتابه: «الإسلام والغرب: الحاضر والمستقبل»، قدم فيها رؤية إنثربولوجية تتعلق بالسيرة النبوية والتراث الإسلامي، وقد أثار هذان الكتابان موقفاً سلبياً ضده من قبل الإسلاميين وبعض المتدينين... لم يكن يرى تركى الربيعو في دراساته الإنثربولوجية على أنما موقف من الإسلام، بل على أنها مساحات إشكالية في المعرفة يجب البحث فيها» هكذا! مات بالسرطان يوم السبت ١٦ ذي الحجة، ٥ كانون الثاني (يناير).

من مؤلفاته عدا ما ذكر: الحركات الإسلامية في منظور الخطاب العربي المعاصر، في خيارات المثقف، الحاكم والإرهاب: عقلية التخوين في الخطاب العربي المعاصر، من الطين إلى الحجر: قراءة في سفر الخلود، نقد الخطاب التقدمي العربي، الصوفي والفيلسوف (لعله خ)، الأرض اليباب: محاكمة الفكر الأسطوري العربي. الـ

ت**ركي محمد النفيعي** (۱۳۹۷ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۷۷ - ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۱) عرب ۶۸ (موقع) بتاریخ ۱۵/۱/۲۸ ه، المثقف ع ۹۶ (۱/۲۸/۱/۸ م).

تريز خليل الغريب (١٣٥٤ - ١٩٩١هـ = ١٩٣٥ - ١٩٩١م) (تكملة معجم المؤلفين)

**تریم عمران تریم** (۱۳۲۱ – ۱۹۲۷ه = ۱۹۴۲ – ۲۰۰۲م) دبلوماسی وصحفی قومی.



من الشارقة، درس الجامعة في مصر. انتمى إلى التيار القومي الناصري، واستمرَّ على مبادئ الناصرية طوال حياته، وكان يرى عبدالناصر (الدكتاتور، ومؤسّس دولة المخابرات في العالم العربي) رمزاً خالداً للأمة العربية، وأن العرب لن يكونوا بخير إلا إذا تتبعوا خطاها وكان أول سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة في مصر، وأول مندوب لها في الجامعة العربية. انتخب عام ١٣٩٧هـ رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي، وفي عام ١٤٠٠ ه تفرّغ للعمل الصحفي رئيساً لمحلس إدارة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر التي أسَّسها مع شقيقه عبدالله، وأعاد إصدار جريدة «الخليج» التي صدرت لأول مرة عام ١٣٩٠هـ، وكانت حينذاك تطبع في دولة الكويت، إضافة إلى محلة «الشروق» التي سبقت صدور حريدة «الخليج» بعدة أشهر. ثم بني مؤسَّسة صحافية هي أكبر مؤسَّسة خاصة بدولة الإمارات، حيث تصدر عنها إضافة إلى ما ذكر بحلة نسائية هي «كل الأسرة»، وبحلة «الاقتصادي» الشهرية، وجريدة «جلف توداي» اليومية باللغة الانحليزية، ومحلة «الأطفال الأذكياء». وكان

ناشطاً في حقول العمل العام، حيث شارك في تأسيس الاتحادات الطلابية خلال دراسته الجامعية في القاهرة، وعضواً فاعلاً في العديد من المؤتمرات والمحافل الأهلية العربية، ونائباً لرئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ونائب رئيس لجنة الإمارات للتكافل العربي، وعضواً في مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية (القومية العلمانية)، وفي هيئات عربية ودولية أخرى. مات في لندن يوم ٤ ربيع الأول، الموافق ١٦ أيار (مايو) ودفن بالشارقة.



تريم عمران أعاد إصدار جريدة (الخليج)

ومماكتب فيه:

تريم عمران: لمحات من حياته/ عبدالغفار حسين.

تريم كما عرفته محمد حسن الحربي. حينما يترجل فارس الكلمة والموقف: كلمات ومشاعر في وداع تريم عمران(١).

تشارنو محمد جولدي = محمد بن عمر سيدي

تقي بن عبدالله الشيخ راضي (١٣٣٥ - ١٩١٣ه = ١٩١٦ - ١٩٩٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

تقي نقي الدباغ (۱۳۶٤ - ۱۹۲۰ه = ۱۹۲۰ - ۲۰۰۹م) عالم آثار.

من مدينة العمارية بمحافظة ميسان في العراق. حاصل على الدكتوراه في الآثار من (٢) الشرق الأوسط ع ٨٥١ (١٨٥/١٥) هـ) وحريدتا الرياض والحياة بالتاريخ نفسه، النيصل ع ٢١٠ ص١٢٣ الحياة ع ١٤٣٤، الرافد ع ٨٥ ص ١١٣.

جامعة هارفارد بأمريكا، متخصص في تاريخ وأثرية الحضارات القديمة. عمل رئيساً لقسم الآثار بكلية الآداب فيها، فعميداً للكلية، ثم كان نائباً لرئيس الجامعة، فأميناً عاماً لها. وكان عاشقاً للعراق وآثارها. نشر أبحاثاً متخصصة في دوريات عالمية، عربية وأحنبية، وأسهم في تحرير موسوعات عديدة، مات في جمادى الأولى، أيار.

له أكثر من عشرة كتب، منها: عصور قبل التاريخ (مع وليد الجادر)، علم الإنسان الطبيعي (مع قيس النوري)، علم المتاحف المتحف البريطاني (التاريخ الطبيعي): مثورة العصر الحجري الحديث/ سونيا كول (ترجمة مع نادية الدبوني)، الوطن العربي في العصور الحجرية، مقدمة في علم الآثار، العصور الحجرية، تاريخ الآثار بحلقات الأشجار، الفكر الديني في آسيا الوسطى، الأشجار، الفكر الديني في آسيا الوسطى، دراسة مقارنة بين المعتقدات الدينية القديمة في الشرق الأدنى واليونان، البحث عن الشرق الأدنى واليونان، البحث عن الآثار، الفحار القديمة الميونان، البحث عن الآثار، الفحار القديمة الميونان، البحث عن الآثار، الفحار القديمة الميونان، البحث عن الآثار، الفحار القديمة الدينية القديمة الآثار، الفحار القديمة الميونان، البحث عن

### تقي الدين إبراهيم النبهاني (١٣٢٦ - ١٣٩٨ه = ١٩٠٨ - ١٩٧٨م) مؤسّس حزب التحرير الإسلامي.



(١) موقع عيط (إثر وفاته)، موسوعة أعلام العراق ٢٤/١، معجم للؤلفين العراقيين ٢٢١١/١، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٢/٦٦/١، موقع الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب (إثر وفاته).

ولد في قرية إجزم قرب حيفا، نشأ في بيئة علمية دينية، فوالده كان معلماً ومفتياً في بلاد الشام، وأخذت والدته العلوم الدينية عن والدها الشيخ يوسف النبهاني. تلقّي أولى مراحل دراسته الابتدائية في سوريا، ثم عاد والده إلى قريته إجزم فأكمل تقى الدين دراسته الأولية، ثم قصد مصر للدراسة في الأزهر ، فحصل على العالمية في الشريعة، ثم دخل المعهد العالى للقضاء الشرعي التابع للأزهر، وحصل على الإجازة في القضاء، ثم انتسب إلى دار العلوم لدراسة اللغة العربية وعلومها فأمضى بها عامين، حصل بعدها على دبلوم اللغة العربية وآدابما. عاد إلى فلسطين وعمل مدرساً في مدارس حيفاء واتخذ عمله هذا منفذاً لبث الروح الوطنية والدينية، مماكان له أثر بعيد في تفكير الطلاب واتجاهاتمم المستقبلية، وتخرج عليه الكثير من الطلاب المبرزين، كان أحدهم إحسان عباس. ثم التحق بالقضاء الشرعي، فعيّن قاضياً شرعياً في المحكمة الشرعية ببيسان، ثم القدس، فالرملة، فاللد، وأحيراً في حيفا. بعد قيام الثورة الفلسطينية واستشهاد الشيخ عز الدين القسام، اندمج في العمل السياسي، فأسس جمعية الاعتصام الإسلامية عام ١٣٥٧هـ (١٩٣٨)، وكان من أهدافها طرد المحتلين الإنكليز، ومقاومة الهجرة اليهودية. وبعد نكبة ١٩٤٨م التجأت عائلته إلى بيروت، وبعد إلحاق الضفة الغربية بالأردن عيِّن عضواً في محكمة الاستئناف الشرعية بالقدس، ثم استقال من عمله بالقضاء الشرعي، وعمل مدرساً في الكلية الإسلامية بعمّان. وفي عام ١٣٧٢هـ (١٩٥٢م) استقال من التدريس وتفرغ للعمل الديني، فأسس حزب التحرير الإسلامي الذي يدعو إلى إقامة الخلافة الإسلامية، وأخذ يبث دعوته في الأقطار العربية والإسلامية، عما

فأصبح عرضة للسجن والاضطهاد، واضطر أن يختفي حتى توفي في بيروت غرَّة محرَّم، ١١ كانون الأول (ديسمبر).



تقي الدين النبهائي مؤسّس حزب التحرير الإسلامي

ومما كتب في فكره وعلمه: تبصرة الأفهام: قراءة في كتاب (نظام الإسلام) للشيخ القاضي محمد تقي الدين النبهاني/ حققه وضبطه على أصوله وعلق عليه هشام عبدالكريم البدراني.

أصدر آلاف النشرات الفكرية والسياسية والاقتصادية، كما ألف عدداً من المؤلفات الفكرية والسياسية التي تقوم عليها دعوة الحزب، وقد تبنى الحزب هذه الأفكار، وأصبحت مصدر الثقافة العامة لحزب التحرير، منها: نقطة الانطلاق، نظام الإسلام، نظام الحكم في الإسلام، النظام الاقتصادي في الإسلام، النظام الاجتماعي في الإسلام، مقدمة الدستور، الدولة الإسلامية، الشخصية الإسلامية (١٣ جزءاً)، الخلافة، التكتل الحزبي، التفكير، سرعة البديهة، رسالة العرب، مفاهيم سياسية لخزب التحرير، نداء حار إلى العالم الإسلامي. وله مؤلفات أخرى باسمه وبأسماء مستعارة ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

أوجب سفره إلى العديد من الدول. ودعوته

هذه لم تلق استجابة من الحكومات العربية،

<sup>(</sup>٢) موسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي ٢٢/٢، أعلام فلسطين من القرن الأول ٢٩٩٢، موسوعة أعلام الفكر العربي ص ١٢٧، الموسوعة الحرة ٢٠١١/٣/٧م. ويأتي اسمه: محمد تقى الدين...

التلميدي محمد محمود الطالب

الشنقيطي (۱۳۶۳ - ۱۹۱۱ه = ۱۹۲۶ - ۱۹۹۰م)

ولد في تحكانت بموريتانيا، وطلب العلم في قراها، ارتحل إلى بلاد الحرمين عام ١٣٧٨ه، واستقرّ بالمدينة المنورة، تخرّج في الحامعة الإسلامية، وكان يحضر دروس الحرم

النبوي الشريف، من شيوخه محمد الأمين بن

عبدالمالك، محمد المختار الشنقيطي، حسن

الشاعر. درَّس في مدرسة أبيّ بن كعب

لتحفيظ القرآن الكريم ٢٢ عاماً، إضافة إلى

تدريسه له خارج المدرسة. مات يوم الجمعة

مؤلفاته: رسالة في العقيدة، كتاب في

القراءات (خ)، القصد النافع لبغية الناشئ

والبارع على الدرر اللوامع في مقرأة الإمام

نافع/ شرح محمد بن إبراهيم الشريشي

الفكرالالفالكالكابكا

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

الجَوَالِمُسْتُرَامُتُ الْمِيْرِيْنَ مُوفِقَ عَبِيرُكُمُسُونَ الْعَلِيمِ الأيورِيِّلِيَّ الْمِيْرِيِّ الْمِيْرِيِّ الْمِيْرِيِّ الْمِيْرِيِّ الْمِيْرِيِّ الْمِيْرِيِّ الْمِيْرِيِّ

شتح المبتنا بمشد الميكان والمعالث والمعالات

التالين المرابط

(تحقيق)<sup>(۱۲)</sup>.

تقي الدين الصلح (١٣٢٧ - ١٤٠٨هـ = ١٩٠٩ - ١٩٨٨م) وزير، رجل دولة.



من بيروت، أصله من صيدا. درس الأدب والتاريخ في الجامعة الأمريكية ببيروت، شارك أخاه كاظم في تأسيس جريدة النداء عام ١٣٤٩هـ (١٩٣٠م)، وجريدة الديار في السنة التالية، وحرّر فيها أربع سنوات، عمل أستاذاً للآداب في الليسيه ناسيونال، وشارك في تشكيل حركة الميثاق القومي مع يوسف السودا وسليم إدريس، كما شارك في تأسيس حزب النداء القومي عام ١٣٦٥هـ (١٩٤٥م)، وترأسه بعد شقيقه كاظم، وعمل قائماً بالأعمال في السفارة اللبنانية في القاهرة، وهو أحد واضعى صيغة الاستقلال مع رياض الصلح وبشارة الخوري، نقيب الصحافة اللبنانية، نائب، وزير الداخلية، رئيس الحكومة اللبنانية مرات عديدة. مات في باريس<sup>(۱)</sup>.

تقي الدين عارف الدوري (١٣٥٨ - ١٤٣٤هـ = ١٩٣٩ - ٢٠١٣م) أستاذ التاريخ.



(٢) موسوعة أعلام العراق ٢٤/١، معجم المولفين
 والكتاب العراقيين ٢/٢٦، مدونة الدكتور إبراهيم العلاف
 ٢٠١٣/١/١٧م.



ولد في مدينة الدور بمحافظة صلاح الدين العراقية. درس في سامراء وتكريت، ونال شهادة الماجستير في التاريخ الإسلامي من كلية الآداب بجامعة بغداد، والدكتوراه في التخصص نفسه من جامعة القاهرة، وعين أستاذاً ورئيساً لقسم التاريخ بكلية التربية في جامعة بغداد، ودرّس تاريخ الأندلس والمغرب العربي خاصة، وكتب بحوثاً ودراسات في مؤتمرات عراقية وعربية، وشارك في مؤتمرات تاريخية، وأشرف على رسائل علمية، كما تاريخية، وأشرف على رسائل علمية، كما بالأردن، وكان عضو اتحاد المؤرخين العرب، ونال وسام المؤرخ العربي. توفي يوم الجمعة ونال وسام المؤرخ العربي. توفي يوم الجمعة ونال وسام المؤرخ العربي. توفي يوم الجمعة

كتبه: التاريخ الأندلسي عند ابن الأثير وابن خلكان: دراسة ونصوص، صقلية: علاقتها بدول البحر المتوسط الإسلامية من الفتح العربي حتى الغزو النورندي (أصله دكتوراه)، أبواب في الجغرافية العربية عن الصين والترك والهند والحبشة والجزائر من كتاب طبائع الحيوان للمروزي (ترجمه عن الإنجليزية شاكر نصيف لطيف)، عصر إمرة الأمراء في العراق نصيف لطيف)، عصر إمرة الأمراء في العراق غطوطة (۲).

التلي بن الشيخ (۱۰۰۰ - ۲۲۲ه؟ ۱ه؟ ۱ - ۲۰۰۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

تليلة بنت غانم المهندي (۱۳۸۷ - ۱۹۲۷ه = ۱۹۹۲ - ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٣) إمتاع الفضلاء ١٠١/١.

#### تماضر توفيق

(۱۳۲۰ - ۱۹۲۱ه = ۱۹۲۱ - ۲۰۰۱م) مذیعة رائدة، إعلامیة مترجمة.

من مصر. تخرجت في جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية. أمضت (١٦) عاماً في الإذاعة، ثم عملت في التلفزيون مخرجة منذ إنشائه، وتدرجت في مناصبه حتى أصبحت مديرة البرامج الثقافية، ثم كانت أول رئيسة للتلفزيون، ثم مستشارة اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

ومما ترجمته من كتب: حلقة المعرفة/ كاترين شيين، الولد الأسود/ ريتشارد رايت، من المسرح الأمريكي المعاصر، آراء في الحكومة والسياسة الأمريكية/ تحرير روبرت ديكليريكو وآلان هاموك، الأكثر سعادة (قصة)، شجاعة السعادة، شهيرات في الغرب والشرق(١).

تمّام أحمد الصبّاغ (۱۳٦٤ - ۱۶۳۳ - ۱۹۶۱ - ۲۰۱۲م) كاتب ومحرر صحفي إسلامي.



من مواليد مدينة حمص السورية، حاصل على إجازة في الآداب من جامعة دمشق. انتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهرب بدينه من بطش نظام البعث والأسد بعد عام ١٣٩٠ه إلى الكويت، وعمل صحفيًا بمجلة (المحتمع) منذ عام ١٤٠٠ه ولمدة عشر سنوات، وعمل لسنوات عديدة في

(۱) الأهرام ع ۲۱۸۳۳ (۱۱/۳/۱۷)ه) ۱۰۰۰ شخصیة نسائیة مصربة ص ۱۳۹.

جملتي (الخيرية) و(العالمية)، وكاتبًا ومحررًا صحفيًا بمجلة (الوعي الإسلامي) الكويتية (٣٣) عامًا، وقام بدور متميَّز في الثورة السورية على نظام بشار الأسد، وسخَّر ماله ووقته وأولاده للإسهام في الثورة. وهو شقيق (نزار) الذي قتلته المخابرات السورية بإسبانيا. توفي إثر مرض يوم الاثنين ٢٣ ذي القعدة، ٨ تشرين الأول.

من عناوين كتبه: حبال اليهود<sup>(٢)</sup>.

**تمّام حسّان عمر** (۱۳۳۷ – ۱۶۲۱ه = ۱۹۱۸ – ۲۰۱۱م) باحث لغوي قدير.





تمام حسان كهلأ وشيخا

ولادته في قرية الكرنك من أعمال محافظة قنا بمصر. حفظ القرآن الكريم، وحصل على الثانوية الأزهرية، وعلى إجازة التدريس من قسم التربية وعلم النفس بدار العلوم،

ومنها إلى إنحلترا لينال شهادتي الماجستير والدكتوراه في اللغة، وعاد مدرسًا بقسم النحو الصرف في كلية دار العلوم، ثم كان عميدًا لها، وانتدب مستشارًا ثقافيًا بنيجيريا، وأستاذًا بجامعة الخرطوم، وبجامعة محمد الخامس، أنشأ الجمعية اللغوية المصرية وانتخب أول رئيس لها، كما انتخب عضوًا بمجمع اللغة العربية سنة ١٤٠٠هـ. وكان له نشاط عسكري سابق، فقد تخرَّج في الضباط الاحتياطيين برتبة ملازم ثان، وشارك في حرب ١٩٥٦م، ثم كان له نشاط علمي غزير متنوع، بين مقالات في الدوريات العربية المتخصصة المختلفة، وبين التأليف والترجمة. وقد شارك في أعمال بحلس محمع اللغة العربية ومؤتمراته، وكان في لجنتي الأصول والمعجم الكبير، وله بحوث في مجلته. وكان واسع الاطلاع، متواضعًا، حصل على جائزة مؤسَّسة آل بصير العالمية في الأدب. وهو أول من استنبط موازين التنغيم وقواعد النبر في اللغة العربية، وقد أنحز عمله هذا أثناء دراسته الماجستير عن لهجة (الكرنك)، والدكتوراه عن اللهجة العدنية، وشرحه في كتابه (مناهج البحث في اللغة). وهو الذي أنشأ أول قسم للدراسات اللغوية بحامعة الخرطوم، كما أسس بجامعة أم القرى في مكة المكرمة قسم التخصص اللغوي والتربوي، وتولَّى أمانة اللجنة العلمية الدائمة للغة العربية بالجلس الأعلى للجامعات المصرية. وأشرف على رسائل علمية عديدة في مصر وخارجها. توفي يوم ١٣ ذي القعدة، ١١ تشرين الأول (أكتوبر).

وصدر فيه كتاب: تمام حسان رائدًا لغويًا: بحوث ودراسات مهداة من تلامذته وأصدقائه/ إعداد وإشراف عبدالرحمن حسن العارف.

وله مؤلفات وترجمات، فمن مؤلفاته: اجتهادات لغوية، الأصول: دراسة أبستيمولوجية للفكر اللغوى عند العرب، في قاعدة الظهران الجوية، إضافة إلى إمامته

البيان في روائع القرآن: دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني (٢-)، التمهيد في اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بحا، خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم، الفكر اللغوي الجديد، اللغة العربية: معناها ومبناها، اللغة بين المعيارية والوصفية، مفاهيم ومواقف في اللغة والقرآن، مقالات في اللغة والأدب، مناهج البحث في اللغة، ديوان شعر (خ). ومن ترجماته: أثر العلم في المجتمع/ برتراند رسل، الفكر العربي ومكانه في التاريخ / ديلاسي أوليري. وله ترجمات أخرى ذكرت ديلاسي أوليري. وله ترجمات أخرى ذكرت

تميم عيسى (١٣٧٥ - ١٤٢٦هـ = ١٩٥٥ - ٢٠٠٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

تميم محمد العدناني (١٣٦١ - ١٤١٠ = ١٩٤٢ - ١٩٨٩م) داعية بحاهد.



من مواليد مدينة القدس، من أسرة تنحدر من أصول تركية، وكان جده (خورشيد) والياً على القدس. ولوالده ترجمة في هذا الكتاب، الذي تزوّج بامرأتين، والمترجم له من زوجته المصرية، الذي اتجه اتجاهاً إسلامياً منذ صغره، ووالده ذو ميول قومية. وجّهه والده لدراسة السياسية والاقتصاد في جامعة القاهرة، تزوج في الأردن، وعمل في مدارس الأقصى مع الشاعر يوسف العظم، ثم عمل

المسجد وخطبة الجمعة، وكانت فرصة له للدعوة إلى الله وإلى الجهاد في أفغانستان، الذي تعلق به قلبه، فمضى إلى الجهاد، ودخل في جبهة القائد (محمد حسن) من الحزب الإسلامي، وأحد قادة الشيخ جلال الدين حقايى، وتأثر به وبإخلاصه وتوكله. وعاد إلى عمله بالسعودية، لينطلق مرة أخرى إلى الجهاد مع دعم مالي كبير، وسلمه إلى عبدالرسول سيّاف في منطقة (جاجي)، وكان حينذاك رئيساً للاتحاد الإسلامي لجاهدي أفغانستان، ثم عمل مع عبدالله عزام في مكتب الخدمات للمجاهدين، بعد أن فُصل من عمله، وانتقل إلى قطر، وجهَّز كوادر للعمل في خدمة الجاهدين، وطلب منه الشيخ عزام أن يتولى إدارة الخدمات، فكان مديراً للمكتب، ويجاهد أحياناً، ويدعو، ويجمع التبرعات، ويأبى أن يسافر إلا بزي المحاهدين الأفغان، اعتزازاً وفحراً، وسافر إلى نيجيريا، ومنها إلى مصر، فاليمن، فقطر. وكان مضرب المثل في خدمة المحاهدين وأهليهم، محبوباً لدى الجميع، لطيب معدنه وحسن معاملته وبشاشته وتفانيه في العمل والجهاد، يواصل الليل بالنهار، مع صراحة وشجاعة نادرتين، وتعطش للجهاد وطلب للشهادة في كل خندق، ورابط مرة في ساحة الجهاد وقرأ سبعة أجزاء من القرآن الكريم، وقال لبعض إحوانه: عندما كان يأتي ذكر النار أو يأتي ذكر جهنم في القرآن كنت أقرأ بسرعة حتى لا أصاب في هذه اللحظات، وعندما يأتى ذكر الجنة وذكر الرحمة كنت أتأتى لعل الله يرزقني الشهادة، ويرفض أن يعود إلى عمله ذي الراتب المغري (٢٥) ألف ريال في الشهر، ويقول: هل فقدت عقلى حتى أستبدل بالآخرة هذه الدنيا وما عليها؟ ومن قطر مضى إلى أمريكا، وذكر أنه لن يرجع إلا ووزنه (٩٠) كغ - وكان ذا وزن زائد- ليخوض الجهاد بنفسه، وألقى هناك

عاضرات، واستقبل بحفاوة بالغة، وما كان بعضهم يجد الحجز لسماع محاضراته بعد شهر! وفي قطر أصيب بجلطة قلبية واستيقظ فإذا به مشلولاً، وعندما عوفي أصيب بجلطة أخرى، فذهب إلى أمريكا للعلاج، وهناك تابع نشاطه ودعوته للجهاد، حتى أصيب بنوبة قلبية، فتوفي على إثرها يوم ١٧ صفر، الشهداء في أفغانستان، فأرسلت حثته إلى الشهداء في أفغانستان، فأرسلت حثته إلى هناك، ودفن بمقيرة الشهداء في قرية المهجرين (بيبي) خارج بيشاور (۱۷).

تنكو عبدالرحمن (۱۳۲۱ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۰۳ - ۱۹۲۰م) أول رئيس لوزراء ماليزيا، أحد أقطاب العمل الإسلامي.



وهو الابن السابع للسلطان عبدالحليم شاه. تلقى تعليمه في كلية السلطان عبدالحميد في الوراستان وفي مدرسة بينانج الحرة، ثم سافر إلى بريطانيا، ومن هناك حصل على إجازة في القانون من جامعة كمبردج، وعاد إلى بلاده فتقلد عدة مناصب، وفي عام ١٣٧١ه انتخبه اتحاد الملاويين الوطني رئيساً له، ثم أصبح رئيساً للوزراء، وقام بدور بارز في تحقيق استقلال بلاده عام ١٣٧٧ه. وقادها على استقلال بلاده عام ١٣٧٧ه. وقادها على مدى (١٣) عاماً نحو تحقيق أمنياتها. وعلى الصعيد الإسلامي، قام بدور كبير لجمع الصعيد الإسلامي، قام بدور كبير لجمع

(۲) مما كتبه المستشار عبدالله عقيل في مجلة المحتمع ع
 ۱۸۸۰ وصورته من موقع بوابة داماس.

كلمة المسلمين، وقد تولى منصب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، كما رأس عام ١٣٩٤ه المنظمة الإسلامية الخيرية التي كان أحد مؤسسيها، وقام بمجهودات كبيرة خدمة الإسلام والمسلمين، الأمر الذي أهله للحصول على جائزة الملك فيصل العالمية في بحال خدمة الإسلام عام ١٤٠٣هـ بالمشاركة مع الشيخ حسنين مخلوف رحمهما الله. وفي سنوات عمره الأخيرة فقد بصره، وتوفي في شهر جمادي الأولى(١).

التهامي الخياري (+Y+17 - 1927 = #1276 - 1777) شيوعي قيادي.



ولد في مدينة تازة شرقى المغرب، نال إجازة في العلوم الاقتصادية من جامعة محمد الخامس بالرباط، والذكتوراه من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ثم كان أستاذًا بالجامعة الأولى، وبمعهد الحسن الثابي للزراعة والبيطرة، ورئيس قسم الدراسات بالمركز الجهوي للاستثمار الفلاحي، اعتقل مع بحموعة الر٣٣) الشهيرة بتهمة إعادة تكوين تنظيم محظور، وحوكم في مراكش، وقد انتمى إلى الحزب الشيوعي منذ نعومة أظفاره، الذي غير اسمه مرتين، إلى حزب التحرير والاشتراكية، ثم حزب التقدم والاشتراكية، وكان عضو الديوان السياسي لحزب التقدم

(١) حائزة الملك فيصل العالمية ص ٦٩، الفيصل ع ١٦٩ (رجب ١٤١١هـ) ص ١٤٠

والاشتراكية، ثم الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية (أسَّسها برفقة آخرين)، ونائبًا برلمانيًا عن دائرة تاملالت، ونائب رئيس معلس النواب، ووزيرًا للصيد البحري، ووزيرًا للصحة، وكان يدير عدة بحلات: بحلة الاقتصاد والاشتراكية (الناطقة بالفرنسية)، وبحلة الاقتصاد والجتمع (بالعربية)، وجريدة المنعطف (لسان جبهة القوى الديمقراطية). وأسهم في أبحاث ودراسات. وكان خطيبًا قويًا، يتكلم الفرنسية أفضل من العربية. توفي يوم السبت ١٣ ربيع الآخر، ٢٣ فبراير.

رسالته في الدكتوراه: الهياكل الزراعية والتنمية الاقتصادية في المغرب(٢).

التهامي بن علال السكيتي (1447 - 1712 = a121 - 1724) (تكملة معجم المؤلفين)

التهامي نقرة (۱۶۲۱ - ۱۹۲۷ - ۲۱۹۱۹) كاتب إسلامي.



ولد في مدينة القيروان بتونس، تخرُّج في الثانوية الزيتونية، وتابع دراسته الجامعية، اهتم بالعلوم الشرعية وخاصة علوم القرآن والتفسير، ودرّس هذا والحديث الشريف في الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، تولَّى عمادة جامعة الزيتونة، ورئاسة المحلس الإسلامي الأعلى، وبثَّ الفكر الإسلامي

(٢) صحيفة العلم (لسان حال حزب الاستقلال) ٢٠١٣/٢/٢٤ للوسوعة الحرة ٢٠١٣/٢/٢٤م، الشرق الأوسط ع ٢٠٤٧ (٢٦/١٢/٢٦).

من خلال نشاطه في الإذاعة والتلفزيون، وعمل مستشاراً للأمين العام لخامعة الدول العربية، وتولَّى الإشراف على إعداد برامج مادة التربية الإسلامية، وتحمَّس للحوار الإسلامي المسيحي، وشارك بكثافة في عدة ملتقيات له، كما تولَّى تنظيم مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بتونس، واهتم بمسألة التأويل، وكتب مقالات كثيرة في محلة (الهداية) وغيرها.

شارك في وضع كتب النحو والصرف للتعليم الثانوي، ومن تأليفه وتحقيقاته الأخرى: الاتجاهات السنية والمعتزلية في تأويل القرآن، أخبار ملوك بني عبيد وسيرتمم للصنهاجي (تحقيق مع عبدالحليم عويس)، الإسلام ومواقفنا من حضارة العصر (من أبحاث اللقاء الرابع للمنظمة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض عام ١٣٩٩ه، في ٧٣ ورقة)، سيكولوجية القصة في القرآن، عقيدة البعث في القرآن، في ضوء القرآن والسنة، بحوث في العقيدة والأخلاق والتشريع والمعاملات وفي الثقافة الإسلامية، القيروان عبر العصور، مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية (مع آخرين) (٢).

تهانى أحمد جرانة (تكملة معجم المؤلفين)

تهانى ميخائيل إبراهيم (2371 - VI314? = 1781 - 1884) (تكملة معجم المؤلفين)

توان سوانا سات = إسماعيل بن يحيي

(٣) الموسوعة التونسية ٧٩٤/٢ مع إضافات ببليوجرافية.

تخرج مهندساً في جامعة استانبول، وعمل

في محطة للطاقة الكهربائية. في الستينات

والسبعينات عمل مع سليمان ديميريل رئيس

الوزراء في إدارة التصميم العام، وعندما أصبح

دعيريل رئيسا للوزراء عينه مستشارا لشؤون

التقنية، ثم مسؤولاً عن هيئة التخطيط. عام ١٣٩٧هـ (١٩٧٧م) ترشح في الانتخابات

العامة عن منطقة أزمير عن حزب السلامة

الإسلامي وفشل. في الانقلاب العسكري

الذي قاده كنعان أفرين في سبتمبر ١٩٨٠

توانكو جعفر توانكو عبدالرحمن (۱۳٤١ - ۱۹۲۱ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۸م) ملك ماليزيا.



خلف شقیقه «توانکو منور» بعد وفاته سنة 1۳۸۷ علی ولایة نیغیری سمبیلان لمدة (13) عاماً، ثم کان الملك المالیزی العاشر (81) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810) – (810)

#### توحيدة بالشيخ (۱۳۲٤ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۰۱ - ۲۰۱۰م) طبيبة أطفال رائدة.

ولدت في مدينة رأس الجبل شمال تونس العاصمة، أول تونسية حصلت على الثانوية العامة ١٣٤٧هـ (١٩٢٨م)، وأول امرأة عربية متخرجة من جامعة الطب بباريس عام ١٣٥٥ه (٩٣٦م)، وعادت لتعمل طبيبة نساء وتوليد، وأطلقت أول برنامج «للتنظيم العائلي» (يعني تحديد النسل، مع الأسف، فهي خدمة للأعداء وليس للوطن) في تونس عام ١٣٨٣هـ، كما أدارت أقسام التوليد وطب الرضَّع بمستشفيات عمومية في تونس، ونشطت في جمعية الهلال الأحمر، بانتمائها إلى جمعية طلبة شمال إفريقيا عندما كانت في باريس، وناضلت في عهد الاحتلال، وأشرفت عام ١٣٥٦ه (١٩٣٧م)، على إدارة أول بحلة نسائية تونسية باللغة الفرنسية بعنوان: «ليلي» بالتعاون مع درة أبو زيد.

(١) موقع العرب أون لاين (صفر ٢٩ ١٨).

وماتت يوم الاثنين ٣٠ ذي الحجة، ٦ ديسمبر.

أسهمت بعدد كبير من المقالات في صحافة بلدها. وعنوان أطروحتها في شهادة المكتوراه: صحة الطفل وأمراض الطفولة(٢).

## تودد عبدالهادي (۱۳۲۰ - ۱۹۲۱ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۸۹م) معلمة مناضلة كاتبة.

ولدت في عرابة جنين بفلسطين، حصلت على شهادة التربية وعلم النفس من دار المعلمات. عملت معلمة ومديرة مدرسة في عدة مدارس. قامت بحملة لمحو الأمية في جنين، ودعت لتدريب المواطنين على حمل السلاح عام ١٣٨١ه، أسهمت في العمل الفدائي، عما أدَّى إلى سجنها، وإبعادها سنة ١٣٨٨ه. أسندت إليها مهمة تأسيس مدرسة أبناء الشهداء، وعهد إليها بالإشراف على مركزين للخياطة وتعليم الطباعة في الوحدات. اهتمت بجمع التراث، وجمعت الكثير منه. مُنح اسمها وسام القدس لمذه وفاقا.

من إصداراتها: خواريف فلسطينية. وتركت سبعة محلدات خاصة بالحياة الفلسطينية لم تطبع (۱۱).

# تورجوت أوزال (۱۳٤٦ - ۱۹۱۳هـ = ۱۹۲۷ - ۱۹۹۳م) رئیس ترکیا.



 (۲) الحياة ۲۰۱۰/۱۲/۹م، الشرق الأوسط (التاريخ السابق) ع ۱۱۲۹۸.
 (۳) موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين ص ۹۹.

أصبح مستشاراً للعسكر، وبعد ثلاث سنوات أسَّس حزب الوطن الأم، فانتخبه الشعب نكاية بالعسكريين، فأصبح رئيساً للوزراء عام ١٤٠٣هـ (١٩٨٣م). وفي عام ١٤٠٩ه (١٩٨٩م) انتخب رئيساً للجمهورية. أحكم علاقاته مع الغرب.. وكان شديد الإعجاب بالولايات المتحدة وإنكلترا، وقد وضع بلاده والقواعد العسكرية تحت تصرف الحلفاء في حرب الخليج، كما سمح لقواتهم (المطرقة) بالمرابطة في تركيا لحماية المنطقة الكردية في شمال العراق ضد قوات صدام حسين، وعمل على تثبيت المفاهيم والأخلاقيات الغربية في بلاده، كما أسهم شخصياً وأبناؤه في ترسيخ هذه المفاهيم وتلك الأخلاقيات، واستطاع المشاهد في أية مدينة تركية أن يرى أكثر من عشر محطات تلفزيونية تبث أفلاما وعروضا لا تدانيها في انحطاطها الأخلاقي أية برامج أخرى في أنحاء العالم، وقد تصوَّر المخططون والمنفّذون لهذه السياسة أنها الوسيلة الأقوى لحاربة الصحوة الإسلامية المتصاعدة. وكان حريصاً على أن يسجله التاريخ كأحد الساسة الكبار، الذين غيروا مجرى الأحداث في تركيا. فهو: أول رئيس مدني يُقبل رئيساً للأركان العامة للقوات المسلحة، وأحضع إلى حد ما سلطة الجيش والمخايرات ولأول مرة لسلطان الحكومة. وهو أول رئيس يتحدث عن أتاتورك باعتباره زعيماً يخطئ ويصيب،

وأن كلامه وأفعاله قابلة للمناقشة، وصرح أن الوقت قد حان للتفكير بإقامة الجمهورية الثانية بدلاً من الجمهورية الأولى الكمالية..! وهو أول رئيس يدين سياسة الانقلابات العسكرية، وقد اضطر الجيش للاعتذار عن انقلاب عام ١٩٦٠. وهو أول رئيس يكتب في وصيته أن يكفن ويدفن على الطريقة الإسلامية؛ بدون موسيقي، مع قراءة القرآن وأصوات التكبير، ويدفن بجوار عدنان مندريس. وكان من أشد المؤيدين للمسلمين في البوسنة ضد الصرب، وأذربيجان ضد الأرمن، وجمهوريات آسيا الوسطى في مختلف قضاياها، وكان متحمّساً لأن تقوم بلاده بدور إقليمي، فأرسل جيشه إلى الصومال. وبذل محاولات متكررة لإرسال المياه التركية إلى منطقة الخليج وربما إسرائيل. وشكلت القضية الكردية جزءاً من استراتيجيته في إعادة تشكيل تركيا وحل معضلاتها الاقتصادية والسياسية وتعزيز بنيانها الداخلي والإقليمي، فقد كان يرى أن الحرب الضروس التي يخوضها الجيش التركي منذ سنوات ضد الأكراد ليس الحلّ الأمثل لحل هذه القضية، بل إن الأمر يحل (في رأيه) من خلال توفير أجواء التعايش التعددي والديمقراطي، وإعادة صياغة الموقف الرسمي من الأكراد وحقوقهم على أسس عصرية جديدة تختلف عن الأسس التي وضعها مصطفى كمال. لقد رفع أوزال الحظر عن استخدام اللغة الكردية في الأماكن العامة وفي البث التلفزيوني والإذاعي، كما أعطى الموافقة على صدور بعض الصحف والمنشورات باللغة الكردية، وخفف الضغط على البرلمانيين من أصول كردية فيما يتعلق بالتعبير عن هويتهم القومية وطرح مشكلات قومهم في حدود القانون. وكانت هناك شرائح فعالة في المؤسسة السياسية التركية، وعلى رأسها سليمان ديميريل، تعادي بشدة خط أوزال الانفتاحي على الأكراد. وكان خصماً لدوداً

للحركة الإسلامية التي يقودها حزب الرفاه برعامة البروفسور نجم الدين أربكان، بل إنه أسس حزبه «الوطن الأم» على أنقاض حزب السلامة الوطني. وعندما أحرز حزب الرفاه أعلى نسبة في الأصوات بين جميع الأحزاب أدرك الغلطة التي ارتكبها، وعندما تولى الحكومة خصمه التقليدي سليمان حبه أسقطه، وكان استبعاد العنصر المتدين من الرفاه. وكان يعيد ترتيب الأوراق لتشكيل حزب جديد. ولكنه في كل الظورف لم يكن عدواً للإسلام. توفي يوم السبت ٢٥ شوال، عدواً للإسلام. توفي يوم السبت ٢٥ شوال،

#### توفيق إبراهيم = توفيق داود إبراهيم

توفيق أحمد المنجد (١٣٢٥ - ١٤١٩ه = ١٩٠٧ - ١٩٩٨م) منشد مشهور، رئيس رابطة المنشدين بسورية.



ولد في دمشق. درس في مدرسة الإسعاف الخيري، تعلم اللحن والغناء من الأسطوانات وسجل عدداً منها. غنى ألحان العمالقة، وغنى في القاهرة أمام الملك فاروق. وانتقل إلى الإنشاد الديني، وكان سبب انتقاله إليه هو والده، الذي كان مؤذناً في الجامع الأموي، وبينما كان يغني على المسرح همس شخص في أذنه أن والده على باب المسرح،

(۱) المجتمع ع ۱۰۰۱ (۱۳/۱۲/۱۶هـ) بقلم مصطفى الطحان، معجم أعلام المورد ص ۷٤.

فأنحى غناءه وحاول الهرب، لكن لم يكن للمسرح سوى باب واحد، فمضى إلى أبيه وانحنى مقبلاً يده ومعلناً توبته، فقال له والده: والدك مؤذن في الجامع الأموي منذ خمسين سنة وأنت تغنى على المسارح؟ انضمَّ إلى منشدي الجامع الأموي، وأصبح أحد مؤذنيه. شارك مع فرقته في وقت السحور من شهر رمضان، التي نقلتها إذاعة دمشق على الدوام، وتضمّنت أناشيده الابتهالات والمدائح النبوية، وغيرها من التواشيح الدينية والتسابيح التي تسبق أذان الفجر، والصمدية الشريفة قبل خطبة الجمعة، ولحن لنفسه العديد من الأناشيد، وفي بعض أناشيده معازف من عود وكمان وغيرها... زار مع فرقته دول الخليج ومصر ولبنان ودولاً أوربية. مات في ٩ شعبان، ٢٨ تشرين الثاني(٢).

توفیق أمین زیّاد (۱۳۴۷ – ۱۹۲۵ه = ۱۹۲۹ – ۱۹۹۹م) شاعر شیوعی.



ولد في الناصرة بفلسطين من عائلة درزية، وفيها تعلم بالثانوية، وتولَّى رئاسة بلديتها منذ سنة ١٩٧٥هـ (١٩٧٥م)، انضمَّ إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي وحرَّر صحافته، وأوفده الحزب إلى العديد من الدول الاشتراكية والغربية، واحتير نائباً عن الحزب في البرلمان (الكنيست). وكان معاديًا للإسلام وقضاياه. توفي يوم الثلاثائ ٢٧

(۲) الثورة (سورية) ع ۱۲۲۹۱ (۲٤/۹/۲۸ ؛ ۱هر)، أعلام الأدب والفن ۲۷۸/۱.

محرم، ٥ تموز.



دواوين شعره: أشدُّ على أياديكم، ادفنوا أمواتكم وانحضوا، اغتيال النوم: شعر، سجناء الحرية: شعر، قصائد ممنوعة أخرى، ديوان توفيق زياد، وله غير ذلك : عن الأدب والأدب الشعبي في فلسطين، تقليلة الموت والشهادة، صور من الأدب الشعبي الفلسطيني، نصراوي في الساحة الحمراء، كلمات مقاتلة، سجناء الحرية، حال الدنيا، مجموعة حكايات فولكلورية(۱).

### توفیق الباشا (۱۳۶۳ – ۱۶۲۱ه = ۱۹۲۶ – ۲۰۰۰م) موسیقار.



من بيروت، حصل على الدكتوراه في الموسيقى بالجامعة الموسيقى بالجامعة الأمريكية في بيروت. تفرَّغ للتلحين وقيادة الأوركسترا، مسؤول الإنتاج الموسيقى في محطة الشرق الأدبى للإذاعة العربية، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى في لبنان. ذكر في لقاء معه أن الأغنية العربية في أقصى درجات التخلف، وقال: نحن في

(١) موسوعة أعلام فلسطين ٤/٢٤، موسوعة أعلام العرب المبنعين ٤/١٤، ملحق موسوعة السياسة ص ٤٢٧ (ووقاته في هذا المصدر ١٩٩٨م)، آفاق الفقافة والتراث س٢ ع ٦ (ربيع الآخر ١٩٤٥هم)، معجم البابطين ١٦/١٦، الانحراف العقدي ٢٥٣/١، الموسوعة العربية السورية ، ٢١٤/١٤.

القرن العشرين وموسيقانا من القرن العاشر! وابنه عبدالرحمن أيضاً موسيقار عالمي. قام بتلحين أكثر من (٣٠٠٠) قصيدة من التراث العربي، من العصرين الجاهلي والعباسي. استحدث فن الإنشاد الروحي العربي، ألف الإنشادية النبوية لشوقي، وعظماء الدنيا وعظماء الآخرة.

وله كتب، منها: المختار من الموشّحات الأندلسية، الكمان والأرباع الصوتية، إيقاعات الموسيقي العربية(٢).

# **توفیق برکات** (۱۳٤۷ - ۱۹۲۸ه = ۱۹۲۸ - ۲۰۰۶م) شاعر غنائی.

من لبنان. أحد رواد الأغنية اللبنانية، ألّف الكثير من الأغاني على مدى نصف قرن، أسهم في انتشار اللهجة اللبنانية، وضع كلمات أكثر من (٦٠٠٠) أغنية مسجلة لدى جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى في لبنان (٩٠٠٠).

## توفیق بشارة معمر (۱۳۳۱ – ۱۴۰۸ = ۱۹۱۷ – ۱۹۸۸م) کاتب روائی.



من الناصرة. نال إجازة في العلوم والتاريخ من الجامعة الأمريكية ببيروت، وشهادة الحقوق

 (۲) العالم (ربیع الآخر ۱۹۱۹ه) ص ۲۱، قری ومدن لبنان ۱۹۸۳، معجم أسماء الأسر والأشخاص ص ۱۱۳، موقع کلاسیکیات الموسیقی العربیة ۱۸/۲/۸.
 (۳) جریدة البیان ۲/۱/۰،۰۶۰،

الفلسطيني من القدس، وعمل في مكتب النائب العام ثلاث سنوات. اعتنى بالكتابة، وكتب القصة. توفي يوم الاثنين ٥ رجب، ٢٢ شباط.

من عناوين كتبه: حيفا في المعركة: مذكرات لاجئ، المتسلل (قصص)، بتهون (رواية)، ظاهر العمر، مقام الصحابي الجليل سيدنا عكاشة: اعتداء اليهود عليه وعلى قبور كبار الشهداء والمحاهدين الواقعة بالمكان المعروف (قبة القيمرية) في القدس الشريف (ث).

توفيق أبو بكر (١٣٦١ - ١٤٢٥ه = ١٩٤٢ - ٢٠٠٤م) أديب صحفي ومحلل سياسي.



من فلسطين، حصل على إجازة في الأدب العربي من جامعة دمشق، عمل وعاش في الكويت حتى الغزو العراقي لها، مدير عام مركز جنين للدراسات الاستراتيجية، أمين عام منظمة العفو الدولية في الأردن، عضو في الجلس الفلسطيني للعدل والسلام، كاتب صحفي لمقال أمبوعي في عدة صحف.

- توفيق أبو بكر: آراء تبقى - مركز جنين للدراسات الإستراتيجية.

- وآخر عن المركز نفسه بعنوان: توفيق أبو بكر: ذكريات ومواقف، ١٤٢٦هـ، ٥٥

(٤) معجم الروائيين العرب ص ٩٤، موسوعة أعلام فلسطين
 (٤) عالم الكتب مج ١٠ ع ٣ (عرم ١٤١٠هـ). ورسمه من موقع دارة الثقافة والفنون (وفيه ولادته ١٩١٤هـ).

وله كتب عديدة، منها: أحاديث شامير الأخيرة: دراسة نقدية في المضمون (تعليق)، بعد عام من الحرب: الإسرائيليون والحرب الفلسطينية الإسرائيلية، حصاد الثمانينات: حوارات وشهادات، عام على الانتفاضة: حوارات وشهادات، فلسطين والعالم: في عصر الثورة الفلسطينية المعاصرة، الفلسطينيون في الكويت وأزمة الخليج ١٩٣٦ - ١٩٩٠م، قراءة سياسية في اجتماعات الجلس المركزي الفلسطيني في دورة حاسمة ٢٧ - ٢٩ أبريل ٩٩٩ م، قراءة سياسية في نتائج الانتخابات الإسرائيلية، قراءة موسّعة في كتاب يوري سافير: قصة أوسلو (من الجانب الآخر: ١١٠٠ يوم ٣٥٠٠ ساعة من التفاوض غيرت الشرق الأوسط (تعليق)، مائة عام على الصهيونية: شهادات على القرن (حوارات)، مخيَّم جنين: الصمود والمحزرة، مسيرة التسوية السياسية ۱۹۷۷ - ۱۹۹۷م: حوارات وشهادات الميزان العسكري في الشرق الأوسط (تعليق)، النظام العربي إلى أين؟: دراسة في أوراق ندوة «منتدى الفكر العربي». وله كتب أخرى أوردتها في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

توفيق بهنام السمعاني (۱۳۲۲ - ۱۹۸۳ هـ = ۱۹۰۲ - ۱۹۸۳م) عرر صحفي، سياسي نائب.



(١) كلمات عنه في موسوعة أعلام فلسطين ٤١/٢، موقع مركز جنين للدراسات الإستراتيجية بتاريخ ١٤٢٥/١١/٢٨ هـ. والمؤلفات للعدودة في ترجمته معظمها من إصدار «مركز جنين للدراسات الإستراتيجية» صدرت على شكل ملقات صغيرة.

ولد في الموصل، انتقل إلى بغداد ودرس الحقوق. انتخب نائباً عن الموصل في مجلس النواب. رأس تحرير مجلة «الزنبقة» سنة العهد» سنة ١٣٤١هـ (١٩٢٢م)، وأصدر «صدى العهد» سنة ١٣٤٩هـ (١٩٣٠م) وكانت المشهورة «الزمان» التي أسسها سنة ١٣٥٦هـ وكان المستقطب إليها أهم الكتاب، وعرف ببراعته في العمل الصحفي ومناورته في السياسة، وكان يتقن عدة لغات، إضافة إلى السريانية التي درسها في المعاهد الكهنوتية في بداية شبابه.

وضع قصصاً في صدر شبابه نُشرت في الحرائد والمحلات، وكتب مشاهداته في مقالات متسلسلة نشرت في جريدة الزمان<sup>(۱)</sup>.

توفيق بوغدير (١٣٣٥ – ١٤٣١هـ = ١٩١٦ – ٢٠١٠م) إعلامي.



ولد في تونس، وكان من أوائل العاملين بالإذاعة، وكتب لها العديد من النصوص المسرحية، كما كتب القصة القصيرة في جريدتي الأسبوع والثريا، وأشرف على الصفحة الفنية بجريدة العمل، وتدرَّج في مناصب وكالة تونس إفريقيا للأنباء حتى رأس تحريرها، واهتمً بالنقد الفني والمسرحي، وكتب روايات ذات طابع اجتماعي وتاريخي

 (٢) موسوعة أعلام العراق ٢٥/١، أعلام الأدب في العراق الحديث ٣٦٧/٢، موسوعة أعلام الموصل.

للتلفزيون ومات يوم السبت ١٦ محرم، ٢ يناير (٣).



توفيق بوغدير رأس وكالة تونس إفريقيا للأنباء

توفيق جرار = توفيق محمود جرار

توفيق جرجس اليازجي (١٣٣٧ – ١٤٠٧هـ = ١٩١٨ – ١٩٨٧م) مدرّس شاعر، ناشر.



ولد في بلدة مرمريتا قرب حمص، تخرج في الجامعة الأمريكية ببيروت متخصصاً في الأدب العربي، رأس قسم الدراسات العربية في مدرسة برمانا العالية، ثم في كلية يافا الأرثوذكسية حتى نكبة ١٩٤٨م، حيث عاد ليستقرّ في مدينة حلب ويدرّس اللغتين العربية والإنجليزية، أسس دار الرائد للنشر، عين رئيساً لقسم الترجمة في المؤسسة العامة للاستثمار في حوض الفرات، مات في حلب يوم ٦ آذار،

من دواوينه الشعرية: مرحلة وأجواء (وفيه نشر أيضاً)، نداء الأم، ابنة الفصول، بطل النضال.

وله أيضًا: قصائد من الأدب الأجنبي (ترجمها نثراً)، ديوان الليالي للشاعر الفرنسي ألفريد (٣) موتم إذاعة تونس الثقافية (إثر وفاته).

دي موسيه (ترجمة)، أزهار الشر للشاعر الفرنسي شارل بودلير (ترجمة، خ)(١٠).

توفيق الجرجور (۰۰۰ - نحو ۱٤۲٥هـ = ۰۰۰ - نحو ۲۰۰۴م) (تكملة معجم المؤلفين)

توفیق جرجي بربر (۱۳۳۰ – ۱۶۱۹ه = ۱۹۱۱ – ۱۹۹۸م) (تکملة معجم المؤلفين)

**توفیق حبیب** (۱۳۷۱ - ۱۶۱۷ه؟ = ۱۹۹۱ - ۱۹۹۱م) خطاط.

من سورية. تعلم على يد الخطاط محمد قنوع، أجاد في كتابة خطي النسخ والثلث، وكان مشاركاً فاعلاً في المعارض الرسمية. مات في دمشق<sup>(۲)</sup>.



توفيق حبيب (خطه)

توفيق حسين عادلة (١٣٥٤ - ١٩٤١هـ = ١٩٣٥ - ١٩٨١م) (تكملة معجم المؤلفين)

 (١) الثقافة (سورية) رجب ١٤٢٣هـ ص ٢٨٥ معجم المؤلفين السوريين ص ٤٣٤، وجوه مضيقة ص ٢٤٣. والصورة من معجم البابطين لشعراء العربية.

(٢) الوجيز في تاريخ الخط العربي ص ١٢٣.

# توفيق الحكيم

المحمد ا



ولد في الإسكندرية من أب مصرى وأم تركية. ومن الغريب أن الرئيس اللبنائي سليمان فرنجية ذكر أن توفيق الحكيم لبناني الأصل، وأن بلدة زغرتا الحبلية في شمال لبنان هي مسقط رأسه، وقال: إن البعض يجهل هذا الجانب من حياة الكاتب الراحل. وكان والده يعمل في القضاء، فظل ينتقل هو وأسرته من بلدة إلى بلدة إلى أن استقرَّ به المقام في مدينة «دسوق»، فالتحق بمدرستها الكبرى الوحيدة «مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية» وانتقل والده بعد ذلك إلى بلدة «دمنهور» وانتقل بعد ذلك إلى مدينة الإسكندرية والتحق الحكيم بمدرسة «رأس التين الثانوية». وبعد نجاحه التحق بكلية الحقوق، ثم سافر إلى أوروبا ليحصل على الماجستير فالدكتوراه، لكنه أهمل الدراسة واتجه إلى الفن، خاصة المسرح، وعاد إلى مصر وعمل في النيابة المختلطة بالإسكندرية لمدة عام، ثم انتقل إلى القضاء الأهلى لمدة خس سنوات متنقلاً بين طنطا ودمنهور ودسوق وفارسكور وكوم حماده وإيتاي البارود، وسجل انطباعاته عن تلك الفترة من حياته في بعض مؤلفاته (يوميات نائب في الأرياف)، (ذكريات الفن

والقضاء)، (عدالة وفن). وترك النيابة بعد ذلك وعمل مديراً لإدارة التحقيقات بوزارة المعارف، ثم مديراً للإرشاد الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، واستقال من وظيفته ليشتغل بالصحافة في أخبار اليوم، وعمل أيضاً مديراً عاماً لدار الكتب، وكان عضوا متفرغا بالجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، ثم مندوباً للجمهورية العربية المتحدة في اليونسكو عام ١٣٧٩هـ (١٩٥٩م)، وعاد بعد سنة إلى مصر من باريس بناء على رغبته وتفرغ للأدب. وفي عام ١٤٠٢هـ (١٩٨٢م) تم انتخابه رئيساً لاتحاد كتاب مصر. تزوج وهو في الأربعين من العمر، وأنحب ابنا وابنة، شاء الله أن يتوفى ابنه، وكانت قد سبقته من قبل بسنوات أمه (زوجة الحكيم). ولم ينقطع إبداعه، فكان بين الحين والحين يثير قضايا تثير الحدل والخلاف والمناقشة وتستمر المعارك الفكرية. وكان أول من طالب بإسقاط القضية الفلسطينية، وبعقد صلح منفرد بين مصر والكيان الصهيوبي، ودعا إلى حياد مصر، بنقض يدها من الصراع العربي مع الكيان المذكور، وخاطب السادات قائلاً: "تحية لموقفكم الراسخ أمام الأقزام... لقد أفزعهم صلح الفئتين المتحضرتين.. ". ويعنى بالأقزام الدول العربية الرافضة للسلام (الاستسلام). وسلمه أول سفير لليهود في مصر إلياهو بن يسار شيكًا على أنه قيمة حقوقه المادية من ترجمة كتبه وطبعها في «إسرائيل». ومن المفيد هنا أن نذكر رأيه في نفسه، وبيان منهجه ومسلكه أو معتقده وفلسفته في الحياة، وقد سئل مرة عن نفسه فأجاب بتاريخ ١٩٨٦/٩/٦: «توفيق الحكيم شخص لا أعرف عنه شيئاً كثيراً.. وإني اقرأ عنه أحياناً بعض ما ينشر عنه فأراه شخصاً آخر ..أما أنا فأسال نفسي دائماً: ما هي المهمة التي كلُّفت بما في هذه الحياة الموقوتة؟ . وكلما سرت في طريق حياتي

فطنت فجأة إلى أن هذا الطريق ليس هو الطريق الذي تصورته.. ولو كان في طريق حياتي لافتات المرور تنبهني إلى أن هذا الطريق يؤدي إلى لجهة كذا كنت تنبهت من أول الأمر ولم أواصل السير.. فأنا إذن مخلوق ضحية عدم وجود لافتات مرور في شارع حياتي الطويل...». قلت: فأين هو من دينه الذي «يدين» به؟! والأوامر والنواهي في الكتب والسنة هداية وأحكام، وإشارات خضراء وحمراء?

ويقول في كتابه «تحت شمس الفكر» (القاهرة، ١٩٣٧م) ص ١٥: إن الحقيقة الدينية بعيدة عن وسائل العلم ودائرة بحثه، وأن العقل يستطيع أن يهدم الدين كما يشاء... فالتوفيق بين العلم والدين ضرب من العبث!

وهو بمذا يهدم إيمانه بدينه بنفسه إذا لم يتب منه، فمتى وأين تعارض ديننا مع حقيقة علمة؟!

وذكر صاحب «الانحراف العقدي» أنه من أكابر المتأثرين بالغرب، الداعين إلى أنماطه وأفكاره، اصطدم بالأزهر لسخريته بالدين وأهله، ردَّ عليه مفكرون وعلماء لسخريته بالله تعالى، يرى أن تحكيم شرع الله عودة إلى العصر الحجري، يعتبره اليهود صديقاً لدويلتهم.

وعندما قال - فض قوه- «آدم عبيط» قال الشيخ عبدالحميد كشك رحمه الله: «توفيق الحكيم حيث لا توفيق ولا حكمة». ثم ينتقد الشيخ ويقول متأسفاً: هؤلاء هم أدباؤنا.

وقبيل وفاته نشر في «الأهرام» مقالات متتالية بعنوان «مع الله» أورد فيها أفكاره التشكيكية، وفيها حوارات يجريها بينه وبين الله – سبحانه وتعالى – وردً عليه علماء كثيرون، أبرزهم الشيخ محمد متولي الشعراوي. وقد صدر كتاب في ذلك بعنوان «غضبة الله». وأظن أنه رجع عن أفكاره أو أسلوبه في تلك الحوارات، وخاصة بعد أن

دولاه مراده المسائد المائية بالمالاد المائية المائية بالمالاد المائية المائية

مطلوبات من البيت آخر ما كتبه توفيق الحكيم بخط يده في المستشفى

تحدًاه الشيخ الشعراوي لمحاورته في التلفزيون علناً لبيان خطئه. ثم إنه زاره في المستشفى قبل وفاته. وذكر ندمه أحد تلاميذ الشيخ الشعراوي، أوردته في كتابي «الكشكول اللطيف»، ومصدري فيه العدد ١٠٩٨٦ من جريدة الأخبار، ورجوعه هو عن محاوراته المشار إليها، وليس عن كتابات أخرى له. والله أعلم.

وقد أوصى بإهداء كتبه الموجودة في مكتبه بجريدة الأهرام إلى اتحاد الكتاب، وكذلك أوراقه التي لها علاقة بالقلم والأدب، وحررت هذه الوصية في ٩ أكتوبر ١٩٨٢م.

مؤلفات ودراسات فيه وفي أدبه:

أقنعة الناصرية السبعة: مناقشة توفيق الحكيم ومحمد حسنين هيكل/ لويس عوض.

توفیق الحکیم: أفکاره - آثاره/ أحمد عبدالرحیم مصطفی،

غضبة الله: حول بيان الشيخ الشعراوي ضد كل من توفيق الحكيم، يوسف إدريس، وزكي نجيب محمود/ محمد خالد ثابت.

الشخصى الملف الحكيم/ لتوفيق إبراهيم عبدالعزيز. عبدالناصر: ملف حوار اليسار المصري مع توفيق الحكيم -بيروت: دار القضايا ٥ ١٣٩٥ ، ١٩٤٥ ص. وألف محمد السيد شوشة ثلاثة كتب فيه صدرت في مصر، هي: توفيق الحكيم في قصصه، توفيق الحكيم المفكر الديني، ٨٥ شمعة من حياة توفيق الحكيم. الحكيم في حديثه مع الله ومدرسة المتمردين

على الشريعة عبدالعظيم المطعني. لا يا حكيم أحمد يوسف المراغي، سيد أحمد السليمي (على الغلاف: حديث الحكيم ورد الشيخ الشعراوي عليه).

لمن استمع توفيق الحكيم وإلى من تحدث؟/ فاروق أحمد دسوقي.

وغيرها كثير،

كتبه: بدأ إنتاجه الأدبي بمسرحيات صغيرة، ولم يظهر إنتاجه الكبير إلا بعد عودته من باريس بسنوات، فأخذ يخرج في تتابع سلسلة أعمال جعلته أكبر كاتب مسرحي في العربية. وقد ترجمت أعماله إلى الفرنسية والإنكليزية والروسية والإسبانية، كما مثلت بعض مسرحياته على مسارح باريس وبوخارست. وهذه قائمة بمجموعة من أعماله:

أهل الكهف، شهرزاد، محمد، الملك أوديب، يا طالع الشجرة، مجلس العدل، الحمير، عودة الروح، يوميات نائب في الأرياف، عصفور من الشرق، ليلة الزفاف، حماري قال لي، شجرة الحكم، عودة الوعي. وسائر مؤلفاته

مذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

توفيق حنا بشُّور (۱۳۱۷ - ۱۶۱۲هـ = ۱۸۹۹ -- ۱۹۹۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

توفیق داود إبراهیم (۱۳۲۹ – ۱۹۱۱هـ = ۱۹۱۱ – ۱۹۹۳م) شاعی



ولد في «مشغرة» من البقاع الغربي بلبنان، ودرس الأدب العربي في جامعة السوربون، أحد مؤسسي اتحاد الكتاب العرب، عمل في التجارة بلبنان وسويسرا. نظم الشعر على النمط العمودي، وفي شعره إحساس

(١) الموسوعة العربية العالمية ٩/ ٤٧٥، وقصل: خلفاء طه حسين وغلمان المستشرقين في كتاب: «إعادة النظر في كتابات العصريين في ضوء الإسلام» ص٨٥، ١٩١، ١٩٧، معجم الروائيين العرب ٨٧، أعلام معاصرون من الشرق والغرب ص٦٤، أدباء معاصرون ص٧٥، أيام من شبابهم ص ٤٥، حسور إلى القمة ص ١٩١، سير ونوادر ظرفاء وعظماء القرن العشرين ص ٢١٣، معجم أعلام المورد ص١٧٢، مشاهير وظرفاء القرن العشرين ص١٦٥، مع الأعلام ص٢٨٨، أصدقاء إسرائيل في مصر ص ٢٦٦، الجمهورية ع ١٢٦٢٩ (١٩٨٨/٧/٢٦)، الأخبار ع ١٠٩٨٦ (١٤٠٧/٢/٨)، الاتجاهات العلمانية في العالم العربي ص ١٦٧، أعلام الأدب العربي المعاصر ١/١،٥٠١ أدياء عرب معاصرون ص٣٦، الانحراف العقدي ٧٢٧/٢، زهر البساتين ٤٨٧/٤، أعلام وأقزام ١٩٦/١، أعلام مصر في القرن العشرين ص١٤٧، عالم الكتاب ع١٩ (١٩٨٨م)، عالم الكتب مج ٩ ع١ (رجب ١٤٠٨هـ). عمالقة ظرفاء ص٩، قمم أدية ص ٢٣٥، عاشوا في حياتي ص٣٨٣، ١٣ رحلاً وصحفية ص١١، مصور أعلام الفكر العربي ١٠٤/١، ومشاهير بين الخجل والحياء ٢٧/١، لللف الشخصي لتوفيق الحكيم ص٥، ٢٣٤ (والكلام المقتبس من هذا المصدى، بيليوجرافيا الرواية في إقليم غرب ووسط الدلتا ص ١٠٨، شخصيات لا تنسى ٢/٠٤، التراث الجمعي ص ١٧٦، جيل العمالقة والقمم الشوامخ في ضوء الإسلام ص ٢٠٣. (وقول فرنجية في حريدة المدينة في عند ٧٢٩٩ (٧/١٢/٧). ١٤٨).

بالنقمة على الغاصبين، وانتصار للضعفاء الكادحين. توفي في بلدة «دوما» بقضاء البترون في لبنان يوم ٥ أيلول.

أصدر خمسة دواوين شعر: شاعر الريف، شاعر النجوم، شاعر النجوم، المحرمون، وله قصائد أخرى مبعثرة، إضافة إلى دواوين جاهزة للطبع، هي: شاعر الثورة، الأغاني الراقصة، طرائف الأدباء(٢).

توفیق رشدي (۱۳۹۰ – ۱۳۹۹ه = ۲۰۰۰ – ۱۹۷۹م) (تکملة معجم المؤلفين)

توفیق زغلول محمد عبدالله (۰۰۰ – ۱٤۲۷ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۱م) کیمیائی.

من مصر. شيخ الكيميائيين العرب، عضو بحلس الشعب، المنسق العام بمنظمة الفاو في الأمم المتحدة. حصل على وسام الجمهورية للعلوم والفنون من الطبقة الأولى، مات أواثل شهر ذي القعدة، أواخر نوفمبر.

توفيق زكي عبدالعال (۱۳۵۷ – ۱۶۲۳هـ = ۱۹۳۸ – ۲۰۰۲م)

من رواد الحركة التشكيلية الفلسطينية. ولد في عكا. بعد النكبة التجأ إلى لبنان مع أسرته. درَّس الرسم وقدَّم لوحاته في الرسم عبر معارض مدرسية وشخصية، وبعد بحازر مخيم تل الزعتر أقام معرضاً كاملاً (٢٤) لوحة زيتية عن تلك الجازر، وله أعمال في فن الجرافيك والنحت، وآثار فنية عديدة. من المؤسسين للاتحاد العام للفنانين التشكيليين الفلسطينيين. مات في آخر جمادى الأولى.

 (٢) الرصد الثقافي ع ٢٦ (تشرين الأول ١٩٩٣م، نقلًا عن النهار ١٩٣/٩/٢٢)، معجم البابطين لشعراء العربية، قرى ومدن لبنان ١٩٣/٠٠.



لوحة القدس للفنان توفيق زكى عبد العال

ونما كتب فيه: توفيق عبدالعال: الخط، اللون، التصميم/ علي حسين خلف<sup>(۱)</sup>.

توفيق زيّاد = توفيق أمين زيّاد

توفيق سعادة = نعمة الله سعادة

توفیق سعد رضوان (۱۰۰۰ – ۲۰۲۷ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۲م) (تکملة معجم المؤلفين)

توفيق سلطان اليوزبكي (١٣٥٢ - ١٤٢٤هـ؟ = ١٩٣٣ - ٢٠٠٣م) باحث حضاري.



من الموصل. حصل على الماجستير في النظم (٢) موسوعة أعلام فلسطين ٧/٥٠، عكاظ (٢/٦/٦). واللوحة من موقع مؤسسة فلسطين للثقافة.

العربية الإسلامية من جامعة عين شمس بالقاهرة، والدكتوراه في الحضارة العربية من الجامعة نفسها، عين رئيساً لقسم التاريخ بكلية الآداب في جامعة الموصل، ثم عميداً للكلية، ثم مستشاراً أول لمكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض، اشترك في مؤتمرات تاريخية عربية، ونشر أبحاثه في دوريات عتلفة، وقد بلغت نحو (٩٠) بحثاً ومقالاً، فيما يتعلق بالنظم العربية والإسلامية، وأسهم في اجتماعات اللجان الثقافية باليونسكو، مات في ١٤ شعبان، ١٠ تشرين الأول مات في ١٤ شعبان، ١٠ تشرين الأول

وألف كتباً كثيرة، منها: تاريخ أهل الذمة في العراق ١٢. ١٤٧ه، تاريخ بجارة مصر المحاليكي، دراسات في النظم العربية الإسلامية، دراسات في الوطن العربي: الحركات الثورية والسياسية (مع محيي الدين توفيق وصلاح الدين أمين، دراسات في الحضارة العربية الإسلامية، مؤسسة الوزارة: في الدولة العباسية ١٣٢١ – ٢٥٦ه، الوزارة: نشأتما وتطورها في الدولة العباسية، عمر المختار والحركة السنوسية(١٠).

توفيق بن سليم المنجد (١٣٢٣ - ١٤٠٢هـ = ١٩٠٥ - ١٩٨٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

**توفیق سلیمان** (۱۳۵۶ – بعد ۱۶۰۵ه = ۱۹۳۰ – بعد ۱۹۸۰م) عالم آثار وتنقیب.

(١) موسوعة أعلام العراق ٣٩/٣، موقع دنيا الرأي

٢٠٠٩/٣/٣ الموسوعة الحرة، موسوعة المؤرخين العراقيين

المعاصرين/ إعداد إبراهيم العلاف (من موقع، ورسمه من

مدونته)، موسوعة أعلام الموصل.



ولادته في قرية عين الجاش التابعة لمدينة طرطوس بسورية، حصل على الدكتوراه في آثار الشرق الأدنى واللغات الشرقية القديمة من جامعة برلين الحرة، ثم درّس فيها. عمل مديراً لمتحف حلب. ومتحف طرطوس، ومديراً عاماً للآثار والمتاحف في سورية، ثم أستاذاً لآثار الشرق الأدنى القديم وعلم التنقيب عن الآثار في الجامعة الليبية، وترأس بعثات التنقيب فيها عشر سنوات.

من آثاره العلمية: تاريخ الشرق الأدنى القديم أ أنطون مورتكات (ترجمة مع على أبو عساف وقاسم طوير)، تموز: فن النحت ومواضيعه في الشرق القليم/ مورتكات (ترجمة)، دراسات في حضارات غرب آسيا من أقدم العصور إلى عام ١٩٥٠ ق.م، أعمال التنقيب التدريبية عن الآثار لجامعة قاريونس - بنغازي في ليبيا ١٩٧٤ - ١٩٨٣م: توكرة/ برئاسة الدكتور توفيق سليمان وعضوين آخرين، الفن الحديث في التنقيب عن الآثار، نقد النظرية السامية؛ أسطورة النظرية السامية. وذكر لنفسه «تحت الطبع» - قديماً - الجزء وذكر لتفسه «تحت الطبع» - قديماً - الجزء عرب آسيا»، آلمة العرب الوثنيين وأساطيرها قبل الإسلام (۲).

**توفیق سلیمان حاطوم** (۱۳۲۱ – ۱۳۹۹ه = ۱۹۰۳ – ۱۹۷۸م) أديب.

(٢) ترجمته من كتابه «توكرة».

ولد في كفر سلوان بلبنان، انتقل إلى صليما، وأنحى دروسه الثانوية في مدرستها، ثم ذهب إلى الجامعة الأمريكية فدرس آداب اللغة العربية، ومارس التعليم في مدارس بيروت الثانوية. ثم سافر إلى الأرجنتين فاشتهر بين أدباء المهجر وشعرائهم، وحضر كثيراً من المؤتمرات واللقاءات الأدبية والفكرية. توفي المهجر.

ألف كتاب «الدر المنثور» في ثلاثة أجزاء طبع في الأرجنتين، وله ديوان شعر، وكتب أخرى (٢).

توفیق شاهین (۱۳۶۱ – ۱۹۱۷ه؟ = ۱۹۲۷ – ۱۹۹۷م)

عالم داعية.

أستاذ في كلية الشريعة بجامعة الأزهر. مؤسّس ورئيس المركز الإسلامي في أوتاوا بكندا. أنشأ أول مدرسة لتعليم اللغة العربية والدين الإسلامي لأبناء الجيل الثاني من المهاجرين المسلمين. وكانت المحاكم الكندية تستهدي بفتاويه في بحثها للقضايا ذات العلاقة بالأحوال الشخصية بين المسلمين هناك.

وترك عدداً من المؤلفات.

وباسم توفيق محمد شاهين، له: الإمام ابن القيم لغويًا ومفسِّرًا<sup>(1)</sup>.

(٣) معجم أعلام الدروز ١٨/١٤، والصورة من معجم الباطين لشعراء العربية.

(٤) الغيصل ع ٢٤٨ ص١٢١٠.

أديب تاجر،

توفيق الشمّاس (۲۰۰۰ - ۱۳۹۲هـ = ۲۰۰۰ - ۱۹۷۱م)

من قرية دوما بلبنان. تخرَّج في كلية عين طورة، عمل في التجارة، وعاش في لبنان وأمريكا والأرجنتين، وكان عضواً في الرابطة الأدسة.

له روايات، منها: لأجل الاتحاد والحرية، الحب وألوانه، الحب الأفلاطوني، البحيرة وروفائيل. وله أيضاً: المتمردات، وقصائد متناثرة ومنشورة (۱).

توفيق شمسان الزكري (۱۳۸۳ - ۱۶۱۴ه = ۱۹۹۳ - ۱۹۹۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

توفيق صالح = توفيق محمد صالح

توفيق الطويل = محمد توفيق الطويل

توفيق عاكف توفيق (۱۳۲۰ - ۱۹۱۱ه = ۱۹۰۲ - ۱۹۹۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

# توفیق عبدالرحمن توفیق (۱۳۵۶ - ۱۶۳۰ هـ = ۱۹۳۰ - ۲۰۰۹م) روائی،

من محافظة الشرقية بمصر. عمل في الإسماعيلية، وكتب مذكراته، وفيها أو في رواياته مشاهد فاضحة! وقد عمل وكيلاً لوزير الإعلام، ورئيساً للإدارة المركزية لإذاعة وتلفزيون القناة. قُتل دهساً وهو في سيارته من قبل حافلة صغيرة إثر مشادة بينه وبين صاحبها، في يوم الجمعة ٢١ رمضان، ١١

. .

(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

من روایاته المطبوعة: قبل وبعد، الحفلة، منزل من دورین، أیام حیاتنا(۲).

توفيق عزيز عبدالله (١٣٦٨ - ١٤٣٤ه = ١٩٤٨ - ٢٠١٣م) باحث في اللغات الأجنبية.



من الموصل، نال إجازة في اللغة الإنجليزية من جامعتها، والدكتوراه في علم اللغة من جامعة بول فاليري في فرنسا، وعمل أستاذًا بجامعة الموصل، ورئيسًا لقسم اللغة الفرنسية بحا. توفي يوم الاثنين ١٥ رمضان، ٢٢ تموز (يوليه).

نشر مقالات في دوريات، وترجم ثماني قصص، ونحو (٥٠) بحثًا في بحلات أكاديمية. كتبه: مبادئ الترجمة (عربي – فرنسي)، في نقد النثر وأساليبه، مقدمة في تدريس اللغة الفرنسية، مقدمة في طرق البحث، المعجم الفرنسي ذو الأصول العربية، توطئة في علم اللغة، قاموس اللسانيات: فرنسي – إنكليزي اللغة، قاموس اللسانيات: فرنسي – إنكليزي الفرنسي، الوجيز في الأدب الفرنسي (ح١)، الاستيعاب التحريري (بالمشاركة)، دروس إنكليزية في الأدب الفرنسي (بالمشاركة)، دروس الحكاية الشعبية. وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين) (١٠).

(٢) مقتطفات من منتدى القصة العربية وغيرها إثر وفاته.

(٣) موسوعة أعلام الموصل، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين

توفيق عيسى جنيدي (١٣٣٠ - ١٤٠٨ هـ = ١٩١١ - ١٩٨٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

توفيق عيسى صرداوي (١٣٥٣ – ١٩٨٨ – ١٩٣٤ – ١٩٨٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

توفيق محمد إبراهيم الشاوي (۱۳۳۷ - ۱۶۲۰ه = ۱۹۱۸ - ۲۰۰۹م) فقيه ومستشار قانوني كبير.



من مواليد قرية الغنيمية بمركز فارسكور -دمياط، حصل على الدكتوراه في القانون من جامعة باريس، عاد ليدرِّس القانون في جامعة القاهرة، وكان من الرعيل الأول من الإخوان المسلمين، وقد رافق الإمام حسن البنا، في عام ١٣٧٤هـ (١٩٥٤م) أُبعد عن الجامعة مع عدد كبير من الأساتذة، فاستدعته الحكومة المغربية للتدريس في جامعة محمد الخامس بالرباط، وقد دعاه أصدقاؤه من الوزراء لمشاركتهم في إعداد النظم والقوانين الحديثة، وإضافة إلى تدريسه عين قاضياً بالمحكمة العليا في الرباط، ثم مستشاراً بالمحلس الأعلى لمحكمة النقض، فمستشاراً قانونياً للبرلمان، ثم انتقل إلى السعودية ليكون مستشاراً قانونياً لإدارة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، ثم عيَّنه الملك فيصل عضواً بالجلس الأعلى لجامعة الرياض، وفي

١/٨٧٤، جريدة الزمان ١٦/١٢/١٢٠٠م.

سنة ١٣٨٦ه منحه الجنسية السعودية. ثم عين أستاذاً للقانون والفقه المقارن بكلية الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، وتعاون مع الأمير محمد الفيصل في إنشاء مدارس المنارات وإدارتها، والاتحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية الدولية، الذي أنشئ تحت إشراف منظمة المؤتمر الإسلامي، وإعداد اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية، ثم شارك الأمير المذكور وأصدقاءه من دعاة الاقتصاد الإسلامي في تأسيس بنك فيصل الإسلامي بالخرطوم والقاهرة، وبقى عضواً لجلسه عشر سنوات، شارك المرشدين عمر التلمساني ومحمد حامد أبو النصر برفع دعوى مطالبين بإلغاء قرار بحلس قيادة الثورة بحل الإخوان، ولم تقبل الدعوى؛ لعدم وجود قرار إداري بحل الجماعة، ومن ثم فليس هناك قرار بمنع الإخوان من ممارسة أنشطتهم ... عندما سجنه عبدالناصر في السجن الحربي باعتباره من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وطلب منه كتابة رسالة تأييد مقابل إطلاق سراحه، استجاب، ولكنه بدلاً من أن يكتب رسالة تأييد، كتب رسالة هجومية شديدة اللهجة أنحاها بتوقيعه «توفيق الشاوي جداً»!! أضاف كلمة «جداً» بعد لقبه «الشاوي» لتكشف معنى عميقاً في معناها. كتب هذا لعبدالناصر وهو في عزِّ صولحانه، بأنه لا يرفض فقط تأييده، وإنما يتوعده، مستخدماً معنى لقبه الذي يشير إلى القوة التي تحرق من يتصدى لها! وحرج من المعتقل، ومات عبدالناصر، ومات أغلب أبناء حيله، وبقى هو ليعمر طويلاً، وليبلى بلاء حسناً. وكتب عشرات آلاف الصفحات مقالات وبحوثاً في القانون، وفي فلسفة العقوبات، وفي قانون الإجراءات الجنائية، وفي حقوق المعتقلين، في سلسلة كتبها ونشرها في جريدة المصري (لسان حال الوفد القدم آنذاك) قبل اعتقاله، وكانت بعنوان «حقوقك إذا اعتُقلت»، ونشرتما

الصحيفة في خمس حلقات في مارس سنة ١٩٥٤، وهي من أنفس ما كتب دفاعاً عن حقوق الإنسان، بأسلوب قانوبي أدبي راق، وكان زبانية التعذيب يتندَّرون بما عليه ويقولون له وهو حبيس القفص: «ستأخذ حقوقك كاملة يا شاوي»، ثم يأمره أحدهم عواصلة العمل في تنظيف الكنيف بيده التي كتبت تلك المقالات!! وقد عمل أول ما عمل في صفوف الإخوان المسلمين في «قسم الاتصال بالعالم الإسلامي»، الذي أنشأته الجماعة لمتابعة قضايا التحرر والجهاد ضد المحتلين. وقبل أن يسافر إلى باريس في البعثة أفهمه الإمام حسن البنا «أن قضية فلسطين ستبقى هي مهمته الأولى»، وكان الحاج أمين الحسيني المفتى الأكبر معتقلاً في فرنسا تحت الإقامة الجبرية. وبالفعل لازمه في باریس بدءاً من سنة ١٣٦٦هـ (١٩٤٦م)، ونجح في توثيق صلته بالإخوان إلى أن نجح في تمريبه إلى مصر بمعاونة أشخاص لم يفصح عن أسمائهم إلى أن لقى ربه. ثم واصل جهاده في سبيل تحرير البلدان العربية، وخاصة فلسطين، وليبيا، وتونس، والحزائر، والمغرب، ونشرت مجلة الرسالة لصاحبها أحمد حسن الزيات أولى مقالاته، وكانت عن تلك القضايا، وأولها عن فلسطين... وفي الجزائر طرح فكرة إنشاء اتحاد للكتاب والمفكرين في ندوة «قضايا المستقبل» سنة ١٨٤١٨م، وتطورت الفكرة بعد ذلك على يد عدد من العلماء كان في مقدمتهم الشيخ القرضاوي، حتى تأسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين... وله أعمال ومقترحات وتوصيات وإشراف على أمور كثيرة،، ورحل بعد أن أقعد، وكانت اليهود تضرب غزة بأسلحتها المدمرة والمحرمة دولياً، وكان من آخر ما قال إن المقاومة ستنتصر وإن طال الزمن، وستعود الأهلها ولو تحالفت أوربا وأمريكا وأتباعهم.

قلت: أثنى على السنهوري وهو لا يليق

به، فقد كان رائد تثبيت القوانين الوضعية في مصر والعالم العربي، بدلاً من الشريعة الإسلامية.

مات يوم الأربعاء ١٢ ربيع الآخر، ٨ نيسان (أبريل).

وله كتب عديدة، منها: الحركة الإسلامية في رؤية مستقبلية (مع آخرين)، الدبلوماسية والميكيافيلية في العلاقات العربية الأمريكية: اعترافات مايلز كوبلاند في كتاب لعبة الأمم، اللغة العربية والتربية الإسلامية، فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية/ عبدالرزاق السنهوري (ترجمة)، نصف قرن من العمل الإسلامي (١٩٤٥. ١٩٩٥م) وهي مذكراته، عثرات وعصابات (لم يكمل)، الموسوعة العصرية للفقه الجنائي الإسلامي (٤ج)، الفتن العصرية، الشوري أعلى مراتب الديمقراطية، فقه الحكومة الإسلامية بين السنة والشيعة، بنك فيصل الإسلامي، سيادة الشريعة الإسلامية في مصر، قصص البنوك الإسلامية «البنك الإسلامي للتنمية»، صمود الأزهر في الدفاع عن قيم الإسلام ومقدساته، حرمة الحياة الخاصة ونظرية عامة في التفتيش. وكتب أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

# توفیق محمد صالح (۱۳٤٥ – ۱۹۲۲ه = ۱۹۲۱ – ۲۰۱۳م)

مخرج سينمائي.



(١) موقع (الإخوان المسلمون)، موقع مدارك: إسلام أون
 لاين (إثر وفاته)، الموسوعة الحرة (استفيد منها بتاريخ
 ١٤٣٠/٤/١٥).

من الإسكندرية. درس في كلية فيكتوريا، تخرّج في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية، ودرّس الفيلمولوجيا بجامعة السوربون، أستاذ مادة الإخراج بمعهد السينما منذ إنشائه. محكّم بالمهرجانات الدولية. سكرتير لجنة السينما بالمحلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب منذ إنشائه، أحرج العديد من الأفلام السينمائية، بينها أفلام تسجيلية (سبعة طويلة ومثلها قصيرة)، ونال جوائز على عمله، منها جائز لينين للسلام، وجائزة المركز الكاثوليكي الدولي في بلجيكا. واعتبر أحد رواد السينما الواقعية. من الأفلام التي أخرجها: درب المهابيل/ نجيب محفوظ، يوميات نائب في الأرياف/ توفيق الحكيم، فنُّ العرائس، الحضارة السومرية. توفي يوم الأحد ١١ شوال، ١٨ أغسطس(١).

توفيق بن محمد المدني (۱۹۰۰ - ۱۹۸۳ - ۱۹۸۳ م) (تكملة معجم المؤلفين)

**توفیق محمود جرّار** (۱۳۳۱ – ۱۶۱۱ه = ۱۹۱۸ – ۱۹۹۹م) فقیه عالم.



ولد في قرية صانور من قضاء جنين بفلسطين. حصل على الشهادة العالية من كلية الشريعة بجامعة الأزهر، وعلى الشهادة العالمية مع الإجازة في لقضاء الشرعي، عاد

 (۱) موسوعة المخرجين ص١١٣، أهل الفن ص١٤٣، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٨٤، اليوم السابع
 ٢٠١٣/٨/١٩

إلى وطنه واشتغل مدرسا " للعلوم الدينية واللغة العربية، وكان من الرواد الأوائل في الدعوة الإسلامية، وقضى معظم حياته في إعمار المساجد وإصلاح ذات البين، وقد عُين مفتيا مُحافظة جنين سنة ١٣٧٦هـ، وكان رئيسا للجنة الإصلاح في المحافظة، وعضوا في مجلس الأوقاف الأعلى بالقدس ، وفي الهيئة الإسلامية العليا بالضفة الغربية ، ورئيسا ً لرابطة علماء فلسطين في جنين، ورئيسا مجلس الإفتاء في المحافظة، وعضوا في مجلس الإفتاء بالضفة الغربية ، وخطيبًا للمسجد الكبير في جنين مدة ثلاث وأربعين سنة ، ورئيسا ً لقسم الوعظ والإرشاد بالمحافظة. وكان مدافعا ً عن كل مظلوم، وصاحب مواقف وطنية شجاعة، دافع فيها عن السجناء والمعتقلين في سجون الاحتلال، مات وهو يؤمُّ المصلين في صلاة عيد الفطر ويتلو سورة الأعلى، بالمسجد الكبير في مدينته<sup>(٢)</sup>.

توفيق المدني = أحمد توفيق المدني

توفيق معمر = توفيق بشارة معمر

توفيق المنجد (المنشد) = توفيق أحمد المنجد

توفيق المنجد (التربوي) = توفيق سليم المنجد

توفیق بن مهدي زاهد (۱۳٤۷ - ۱۹۲۰ه = ۱۹۲۸ م - ۲۰۰۰م) (تکملة معجم المؤلفين)

توفیق نخلة وهبة (۱۳۲۳ - ۱۶۰۱هـ = ۱۹۰۰ - ۱۹۸۹م) محرر صفحی سیاسی.

(٢) الموسوعة الحرة ٢٢/٤/٢١م.

من «زوق ميكائيل»، في قضاء كسروان بلبنان. مجاز في الحقوق، عمل أكثر من نصف قرن في الصحافة بمصر وفرنسا ولبنان معلقاً سياسياً، أسس مجلة، «أوريان—باريس»، في فرنسا، وجريدة «آسيا» و «الدنيا» في بيروت، نفاه الفرنسيون، سحن مرات، قنصل في عمّان، مدير للأبحاث في وزارة الإعلام، أستاذ القضايا العالمية في معهد الإعلام والتوثيق ببلده، مندوب وزارة الخارجية في الأميركيات الثلاث.

له العديد من الكتب بالعربية والفرنسية، مثل: مذكرات له بعنوان: قضايا ورجال، تاريخ الصحافة العربية، أثر الحضارة الشرقية على أوروبا (ترجمة)، لبنان في حبائل السياسة، ميثاق الإسكندرية، الأردن: ملكاً وشعباً وأرضاً، المملكة العربية السعودية في العالم (بالفرنسية)، كواكب في فلك، دروب السياسة.

وذكر لنفسه تحت الطبع: الديوان المهجور، ما وراء الأفكار، تاريخ الحضارة الأوروبية/ كلود دلماس (ترجمة)(٢).

توفيق النمري (۱۳۳۷ – ۱۲۳۲ه = ۱۹۱۸ – ۲۰۱۱م) موسیقي ملحن.

(٣) كتابه «قضايا ورجال»، دليل الإعلام والأعلام ص
 ‹‹٥٨٨ معجم أسماء الأسر ص ١٩٥٤، قرى ومدن لبنان /٨٧/٧ والصورة من معجم البابطين لشعراء العربية.

العربية(١).

استانبول والتحق بكلية الأركان، اشترك في



ولد في بلدة الحصن بمحافظة إربد، امتهن الفنَّ أكثر من نصف قرن، واشتهر بأغاني التراث الشعبي مع عبده موسى. لحن العديد من الأغاني للمطربين والمطربات، وقدَّم (٧٥٠) عملًا فنيًا، بين لحن وأغنية، أو (١٠٠٠) أغنية. وكان عضوًا في جمعية المؤلفين والملحنين الفرنسية. توفي يوم الأحد المؤلفين القعدة، ٢٣ تشرين الأول.

**توفیق وهبي بن معروف بن محمد** (۱۳۰۹ – ۱۶۰۶ه = ۱۸۹۱ – ۱۹۸۹م) سیاسي عسکري، باحث لغوي، وزیر کردي.



ولد في السليمانية، وفقد والده وهو صغير. مضى إلى بغداد فدرس في المدرسة الإعدادية العسكرية، وهي مدرسة أسسها السلطان عبدالحميد الثاني، نزح بعد ذلك إلى (١) صحيفة المشهد ٢٠١١/١/١٤م، وكالة عمود (١) محيفة المشهد ٢٠١١/١/١٠م، وكالة عمود ٢٠١٠/٢/١

حركات ألبانيا الشمالية (١٩١١)، وأرسل في بعثة إلى طرابلس الغرب، ثم حارب في البلقان. وأعلنت الحرب العامة الأولى فشهد وقائعها، وكان ضابط ركن في الفرقة التركية التي حاربت في جناق قلعة (الدردنيل) والشعبية. ونقل إلى الفرقة الثالثة والخمسين في ساحة فلسطين (١٩١٨). ثم اعتزل الخدمة في الجيش التركى سنة ١٣٣٧هـ. عاد إلى العراق فعين قائمقاماً لقضاء رانية، ثم انضم إلى الجيش العراقي عند تأسيسه في عام ١٣٣٩هـ، وعين في شعبة الحركات. لكنه التحق بالشيخ محمود عند ثورته في السليمانية سنة، فلما أخمدت حركته، اعتقل ٤٢ يوماً. وأعيد بعد ذلك إلى الخدمة في الجيش، ثم ترك الخدمة. ثم قبض عليه متهماً بالإخلال بسلامة الدولة على إثر تقديم عرائض وقعها الأكراد إلى عصبة الأمم في جنيف، طلباً لصيانة حقوق الأقليات، قبل قبول العراق عضواً في العصبة. ثم أعيد إلى وظائف الدولة فعيِّن وزيراً للاقتصاد في وزارة حمدي الباجه جي، وأصبح وزيراً للمعارف في وزارة صالح جبر، واختير عضواً بالمجمع العلمي العراقي عند إنشائه، وانتخب نائباً أول لرئيسه، ثم تقلد وزارة الشؤون الاجتماعية في وزارة توفيق السويدي الثالثة. وانتخب رئيساً لجلس التعليم العالى بوزارة المعارف. وكان قد شارك في تأسيس حزب الأمة الاشتراكي في حزيران (يونيو) ١٩٥١ برئاسة صالح جبر، فانتخب توفيق وهبي نائباً لرئيس الحزب. وقد سافر إلى لندن قبيل قيام الثورة، فأقام هناك منصرفاً إلى التحقيق والتأليف، وكان يعني بالكتب والأسلحة والتحف النادرة، جمع بداره في بغداد مكتبة عامرة بالمطبوعات والمخطوطات، ومجموعة من الطرف والصور والتماثيل وقطع السلاح القليم. وعلى أثر تأليف المحمع العلمي الكردي في بغداد احتير عضواً فخرياً فيه. وقرّر إهداء مخطوطاته إلى

المجمع. وذكر عبدالله الجبوري أنه كان رئيساً للمحفل الماسوني العراقي لمدة طويلة. أدركه الموت في لندن ٢ ربيع الآخر، ٥ كانون الثاني (يناير) ودفن في السليمانية.

له كتب ومقالات ومحاضرات باللغات العربية والتركية والكردية والإنكليزية، منها كتاب الرشاشات (بالتركية). وصنف مع الميجر أدموندس، مستشار وزارة الداخلية العراقية السابق المعروف بتبخره في اللغة الكردية «القاموس الكردي الإنكليزي».

ومن عناوین مؤلفاته العربیة: القصد والاستطراد فی أصول معنی بغداد، دروب السیاسة، آلتون کویری، بحرام کور، أصل اسم کرکوك، أصل تسمیة شهرزور(۲).

توفیق یوسف عواد (۱۳۲۹ – ۱۹۱۹هـ = ۱۹۱۱ – ۱۹۸۹م)

شاعر روائي.



ولد في «بحر صاف» بقضاء المتن الشمالي في لبنان. بدأ دراسته تحت سنديانة دير مار يوسف في بحر صاف بمدرسة المعونات في ساقية المسك، وأرسله والده إلى بيروت ليدرس في كلية القديس يوسف للآباء اليسوعيين. بدأ مهنة الصحافة في «البرق» ثم في «البيرق». وأوفدته البيرق ألى دمشق فتولى سكرتارية التحرير في القبس، وهناك تخرج في كلية الحقوق، واشتغل رئيساً لتحرير الراصد، ثم تولى سكرتارية التحرير في صحيفة النهار ثماني سنوات، ثم استقال في صحيفة النهار ثماني سنوات، ثم استقال (٢) أعلام الكرد ص ٢٠١، الموسوعة الكيرى المناهير الكرد ص ٢٠١، الموسوعة الكيرى المناهير الكرد.

بغرب السودان، ونال تعليمه الثانوي

بمدرسة خور طقت الثانوية. وانضم في هذه

المرحلة (عام ١٣٧٤هـ) إلى تنظيم الإخوان

المسلمين، وعمل في الحركة الإسلامية منذ

ذلك التاريخ بجد ونشاط وإخلاص. التحق

بكلية الزراعة في جامعة الخرطوم، وعمل عند

تخرجه في مشروع الجنيد، ثم أصبح رئيساً

لقسم الأبحاث في سكر الجنيد، ابتعث

منها وأنشأ «الجديد» الأسبوعية. دخل السلك الدبلوماسي، وعين قنصلاً للبنان في الأرجنتين، وغيرها. نال جائزة صدام حسين للإبداع في ميدان القصص، ووشاح صدام للآداب. في نهاية قصته «طواحين الهواء» يقول عبر صوت ثمية بطلة القصة، رسالة أخيرة إلى صديقها وحبيبها قائلة: والتقاليد التي ارتضاها المجتمع، لأنه باسمها أنكر على حق الحياة تحت سماء بلادي»!! ولعل نفسه نطقت بذلك؟ توفي في شهر ربيع الآخر إثر إصابة في القصف الذي طال منزل صهره السفير الإسباني لدى لبنان في منزل صهره السفير الإسباني لدى لبنان في «الحدث» ضاحية بيبروت الشرقية.



توفيق عواد (خطه)

كُتب في أدبه: البناء الروائي عند توفيق يوسف عواد في روايتي الرغيف وطواحين بيروت/ جوزف عبدالله شهدا (رسالة دكتوراه كتبه: الصبي الأعرج، قميص الصوف، الرغيف، العذارى، السائح والترجمان، فرسان الكلام، غبار الأيام، طواحين بيروت، قوافل الزمان، مطار الصقيع، حصاد العمر. وصدرت له المؤلفات الكاملة(١).

توليم علي (١٣٣٣ - ١٤٢٣ه = ١٩١٤ - ٢٠٠٢م) داعية مفسِّر.

(۱) البلاد ۱٤٠٩/٩/۱۷ هـ، الغيصل ع ۲۲۳ (محرم ۱۹٤۱هـ) ص ۱۲۶، معجم أعلام المورد ص ۲۹۰. وخطه من معجم البابطين لشعواء العربية.



من أمريكا. دخل الإسلام وخدم كتاب الله المكريم، وكان باحثًا وكاتبًا، بروفيسورًا، تسمّى بعد إسلامه برتوليم علي)، وكان اسمه الأول (توماس ايرفنج).

وهو أول أمريكي ترجم معاني القرآن الكريم إلى الإنجليزية.

التوم محمد عبدالكريم (۱۳۵۹ - بعد ۱۹۶۰ه؛ - ۱۹۶۰ - بعد ۱۹۹۹م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

توماس إيرفنج = توليم علي

التيجاني انظر أيضًا: التجاني

التيجاني عبدالرحمن أبو جديري (٠٠٠ - ٤٠٤١ه = ٠٠٠ - ١٩٨٤م) داعية إسلامي عالمي. الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية.



ولد في مدينة الأبيض عاصمة إقليم كردفان

إلى الولايات المتحدة لنيل درجة الدكتوراه، ووفِّق لنيل درجتين بدل درجة. وأثناء وجوده هناك كان رئيساً لاتحاد الطلبة المسلمين، ووهب نفسه لوضع الأسس الصحيحة لهذا الاتحاد، وحقق في عهده إنحازات رائعة. عند عودته ترك الوظيفة الحكومية وتفرغ للعمل الإسلامي وعمل بالتجارة. وكان عضواً في مجلس الشعب، وعيّن وزيراً للزراعة في السبعينات الميلادية. كانت له صلات واسعة بالعالم الإسلامي، وعلاقات مع العاملين للإسلام في أقطار المسلمين وأوروبا وأمريكا، وكان عضو في كثير من المنظمات الإسلامية، أهمها ندوة الشباب العالمي. توفي صباح يوم الثلاثاء ٢٤ رجب، ٢٤ أبريل (نيسان) في حادث حركة أليم بمنطقة القضارف إثر عودته من السعودية، و كان يعمل على وضع الترتيبات الأخيرة لافتتاح المقر الرئيسي لمنظمة الدعوة الإسلامية ومشروعاتها. وكان الأمين العام لهذه المنظمة الرائدة، التي أنشئت عام ١٤٠٠ ه، ومقرها الخرطوم(٢).

التيجاني الماحي التيجاني الماحي (١٣٢٩ - ١٩٧٦ - ١٩٧١ م؟) باحث ريادي في علم النفس. هو التجاني بن الماحي.

(۲) الجنمع ع ۱۲۳ (۱۹/۸/۲۸) هـ) ص ۱۸ – ۱۹۰
 وإضافة معلومات من الأستاذ عبدالسيد عثمان من السودان.



ولد بمدينة الكوة وسط السودان، تخرَّج في كلية كتشنر الطبية، أكمل دراساته العليا في جامعة لندن، تحوّل في العديد من مدن السودان، أنشأ عيادة للصحة العقلية عام ١٣٦٩ه، وعدَّ أشهر أطباء علم النفس على مستوى إفريقيا أو الوطن العربي آنذاك، عين مستشاراً إقليمياً في محال الصحة العقلية من قبل منظمة الصحة العالمية عام ١٣٧٩هـ، عاد ليكون عضواً بمجلس الرئاسة السوداني، ورئيساً مناوباً للمجلس بعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم عبود. شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات، واستضافته العديد من الجامعات الأمريكية، فألقى أكثر من (٤٠) محاضرة في الطبِّ العقلي. وكان يجيد عدة لغات، حجّة في اللغة الهيروغلوفية ومرجعاً في تفسير ألفاظها، وصاحب أكبر مكتبة في السودان، احتوت على ستة آلاف مخطوط أثري نادر. ومماكتب فيه: التيجابي الماحي سادن المعرفة/ حسن إبشر الطيب،

وقام قاسم عثمان نور بجمع بحموعة مقالات عنه وطبعها في كتاب بعنوان: الدكتور التجاني الماحي.

ومن عناوين كتبه: مقدمة في تاريخ الطب العقلي، دراسة أولية للغات. وجمع تلميذه طه بعشر وأحمد الصافي بعض كتاباته في السحر والعلاج النفسي وصدرت في مجلدين عن دار جامعة الخرطوم(۱).

(١) المعلومات من الكتاب الذي ألف فيه، تراجم شعراء

# التيجاني هدّام (١٣٤٠ - ١٤٢٠ه = ١٩٢١ - ٢٠٠٠م) طبيب، مهتم بالأمور الإسلامية.

من الجزائر. ناضل في صفوف الجيش الوطني، درس الطب، وحصل على شهادة الدكتوراه في الفقه، انتخب نائباً إثر الاستقلال، وعين وزيراً للشؤون الدينية، ثم وزيراً للصحة، وسفيراً في تونس، ثم في السعودية، وكان عضو المحلس الأعلى للدولة (الرئاسة الجماعية) إثر استقالة الشاذلي بن جديد، ورفضت فيه انتخابات الإسلاميين، ثما حرّ البلد إلى حرب قاتلة. وكان عضؤا في مجلس دراسة وضع الإسلام يفرنسا، وعين إمام لمسجد باريس مابين ١٤٠٩ ا ١٢٠١ه ه. توفي ٥ باريس مابين ١٤٠٩ مارس(٢).



التيجاني هدام.. إمام مسجد باريس

تيري بباوي = تيريز غطاس قرنفلي

تيريز غطاس قرنفلي (١٣٥٨ - ١٤٢٦هـ = ١٩٣٩ - ٢٠٠٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

تيسير بن أحمد شيخ الأرض (١٣٤٢ - ١٩٢٣ه : = ١٩٢٣ - ٢٠٠٣م) باحث فلسفي متمكن.

وأدباء وكتاب من السودان ص ٧١، ومن موقع سودا ميدي كم. ووردت وفاته عام ١٣٩٠هـ في مقدمة التحقيق لكتابه «دراسة أولية للغات» الذي قام بترجته والتعليق عليه محمد سعيد القدال، الصادر عن جامعة عدن عام ١٤٢٧هـ، وهي في مصادر أخرى كذلك، ويبدو أنه الصحيح، وقد أبقيت ترجمته للفائدة.

(٢) البيان (الإمارات) ٢٢/٣/٠٠م.



ولد في دمشق. درس المراحل الأولى في بيروت، حصل على إجازة في الفلسفة من جامعة دمشق. درَّس الفلسفة وعلم النفس في ثانويات دمشق. مدير دار المعلمين الابتدائية، مفتش التربية في وزارة التربية بدمشق. حاضر في الجامعة الليبية، عاد مدرساً بدار المعلمين الابتدائية، ومحاضراً بجامعة دمشق. عضو جمعية البحوث والدراسات باتحاد الكتاب العرب في دمشق. درست كتابه (المنهاج المقرّر) في الفلسفة في المرحلة الثانوية الأخيرة وتأثرت به، وقد كتبه بأسلوب مشوّق وملائم. تسمى فلسفته «الكُلّانية»، تكونت لديه بعد دراسات في النظريات الفلسفية عبر التاريخ، وقد تحدث عن كيفية تشكل هذه الفلسفة لديه في كتابه «فصول من حياتي».

صدرت له كتب كثيرة، ترجمة وتأليقًا، منها: هذه هي الديالكتيكية/ بول فولكييه (ترجمة)، مبادئ الفلسفة: مشكلة العمل، الوجودية والصيرورة والعمل، ابن طفيل، ابن سينا، ابن باجه، ابن خلدون، تربية الأطفال العسرين (مع آخرين)، تأملات ديكارتية، الشخصانية، الغزلي، فرويد، الفلسفة الوجودية، الفكر الألماني من لوثر إلى نتشه لكتاب فرنسيين)، المدخل إلى فلسفة ابن لكتاب فرنسيين)، المدخل إلى فلسفة ابن الفلسفة اليونانية/ فريز (ترجمة)، الفحص عن أساس اليقين، علم الاجتماع عند ماكسس فير/ جوليان فروند (ترجمة).

وله كتب أخرى ذكرتها في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

تيسير ظبيان = محمد تيسير ظبيان

تيسير عبدالجابر (۱۳۰۹ - ۱۹۲۸ = ۱۹۲۰ - ۲۰۰۷م) اقتصادی وزیر.



(۱) أعضاء اتحاد الكتّاب العرب ص٤٧٤، معجم المولفين السوريين ص ٢٩١، تشرين ٢٠/١٨، ٢م، موسوعة أعلام سورية ٢٥/٣، شخصيات سورية ص ٩٠ (ووفاته في مصدر أو أكثر ٢٠٠٢م)، موسوعة الأسر الدمشقية ٢٩٩٨.

من مواليد القدس. حصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة جنوب كاليفورنيا بأمريكا. عين وزيرًا للعمل، ووزيرًا للتنمية الاجتماعية، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (أسكوا)، ورئيس بحلس مفوضى هيئة الأوراق المالية التي تعنى بتطوير سوق رأس المال في الأردن من الأردن، كان اقتصادياً بارزاً، وكاتباً معروفاً في تخصصه، عمل على تأسيس دائرة الأبحاث والدراسات في كل من البنك المركزي الأردني، ومعهد الدراسات المصرفية، والجمعية العلمية الملكية. وكان محاضرا في الجامعة الأردنية. وكان له نشاط القطاع الخاص حيث عمل على تأسيس وإدارة عدد من المؤسسات الكبرى، وأسس المركز الاستشاري العربي للدراسات والأبحاث، ومنتدى السياسات الاقتصادية، وكان أحد مؤسسى جمعية المستشارين الأردنيين. وشارك في العديد من المؤتمرات الاقتصادية المحلية والاقليمية

والدولية، والعديد من اجتماعات البنك الدولي واللجنة الاجتماعية والاقتصادية في الأمم المتحدة، وتوفي في شهر تشرين الأول (أكتوبر).

له دراسات وأبحاث وكتب تتناول الاقتصاد الأردني والإقليمي والعالمي، وشارك في تأليف قاموس اقتصادي، وقاموس في سوق رأس المال يدرس في جامعات أمريكية، ومن عناوين مؤلفاته بالعربية: أبعاد الاتفاق الاقتصادي الفلسطيني – الإسرائيلي (مع محمد صقر وبسام الساكت)، دراسات في التكامل الاقتصادي العربي، المهندسون في الأردن (إعداد فريق عمل العاملون في الأردن (إعداد فريق عمل برئاسته)(٢).

تیسیر بن موسی = أحمد تیسیر بن حسین بن موسی

(۲) وكالة بترا للأنباء (إثر وفاته)، موقع كل الأردن
 ۲۰۱۰/۱۰/۱۳

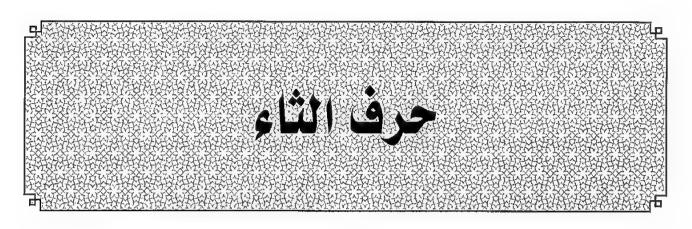

ثابت حسين الخزرجي (٠٠٠ - ١٤٣٥ هـ = ٠٠٠ - ٢٠١٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

ثابت بن رشید عزّاوي (۱۳۱۸ - ۱۳۹۸ه = ۱۹۰۰ - ۱۹۷۸م) (تکملة معجم المؤلفین)

ثابت بن سعد الدین بهران (۱۳۱٤ - ۱۲۰۰ه؟ = ۱۸۹۲ - ۱۹۸۰م) فقیه زیدی مفسر



ولد بمحل بني حبش ببلاد كوكبان من اليمن، ورحل إلى صنعاء في شبابه، فدرس بها على المحايل بن على الرعي، وأحمد بن على الكحلاني، والمسند الحسني العمري وغيرهم، ونال الإجازة منهم. ثم درَّس بالجامع الكبير وبالمدرسة العلمية ومسجد الطواشي وغيرها، وكان حسن المحاضرة، حيد المذاكرة، جمع كتباً كثيرة نفيسة ووقفها بمكتبة الجامع الكبير، وكان يشتريها ويوقفها. توفي بصنعاء

في ١٢ ربيع الآخر.

ومن تآليفه: النوادر (في الحديث)، الزهد، التفسير (تفسير القرآن)، ترجمة ناظر الوقف قاسم بن الحسين أبي طالب (خ)(١).

ثابت سعید إبراهیم (۱۳۲۱ - ۱۶۳۰ه = ۱۹۶۱ - ۲۰۰۹م) بالم.



ولد في مدينة قوص بمصر، تخرَّج في قسم الحديث بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر، وعمل إمامًا بوزارة الأوقاف، وصار (كبير أئمة)، واستقرَّ به المقام إمامًا للمسجد الكبير بقرية جزيرة مطيرة، وشارك في مناسبات واحتفالات، وكان متواضعًا، يألف ويؤلف. توفي يوم الجمعة ١٩ ذي القعدة، ٢ نوفمبر.

 (١) تحقة الإخوان ص ٣٦، هجر العلم ١٣٣/١، إمداد الفتاح ص ٣٦٤، أحلام المؤلفين الزيدية ص ٣٧٣ (ووفاته في هذا المصدر ١٠١١هـ)، موسوعة الأعلام للشميري.

وألّف مجموعة من الكتب، منها: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، التدخين، أنابيش عمرية (نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه)، أنابيش بكرية (نسبة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه)، مجموعة من القصص الدينية للأطفال(٢).

ثابت عبد حسين (١٣٦٤ - ١٩٤٦هـ = ١٩٤٤ - ١٩٨٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

ثابت بن محمد زكي المدلجي (۱۳۲۳ - نعو ۱۹۲۰ه = ۱۹۲۶ - نعو ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

ثابت محمد نجا الحلواني (۱۳۰۹ - ۱۳۹۷ه = ۱۸۹۲ - ۱۹۷۷م) عالم ومرشد صوفي.

ولد في دمشق. أخذ العلم عن والده شيخ الطريقة الرفاعية في الديار الشامية، وأجازه إجازة عامة، وقام بتخليفه لمشيخة الطريقة الرفاعية، ولتلقين الذكر والقيام بالإرشاد. وقرأ على آخرين، وأمضى في مصر أكثر من عشرين عاماً، والتقى هناك بأكابر العلماء والمرشدين، وأجازه وخلفه شيخ الطريقة (٢٣) ماكبه الأسد العويضى في ملونه (٤٣٢) هاكبه الأسد العويضى في ملونه (٤٣٢)

ثامر بن صالح السويلم (AT . . Y - 1979 = A1878 - 1849)

بحاهد بطل، قائد عسكري، أمير الجاهدين

ولد في مدينة عرعر بالسعودية، والدته من أصل تركى. نشأ متفوقاً في دراسته، وكان تحصيله في الثانوية العلمية ٩٤٪، ثم التحق بإحدى شركات النفط ضمن نظام تدريبي ليؤهل إلى الابتعاث للولايات المتحدة، نشأ

في أسرة تلتزم بالشعائر الإسلامية، وتحرص

على اغتنام المواسم الإيمانية. وكان محافظاً

على صلاته، يحب الخير للجميع، حريصاً

على متابعة أخبار الجهاد والجحاهدين، يتلقى

القادمين منهم ويجالسهم، وتأثر بشخصيتي

عبدالله عزام وتميم العدناني، ترك شركة

النفط بعد ستة أشهر من الدراسة، والتحق

بالمحاهدين في أفغانستان عام ٨ . ٤ ١ه وكان

عمره آنذاك (١٩ عاماً). تدرَّب على فنون

القتال، خاض معارك، وعندما لاحظ القادة

مع مجموعة من الجاهدين مركزاً للتدريب،

وتعرف على القائد الجنرال جوهر دوداييف،

العرب في القوقاز.

اشتهر بلقب «خطاب».

الشاذلية حليل المغربي، الطريقة الرفاعية. وكان يتكلم بطلاقة الفارسية والتركية والفرنسية، ويلم بالإنحليزية والإيطالية، مع إلمام بعلوم الخط، واطلاع على التاريخ والأنساب، ومعرفة بتعبير الرؤى، والتصوف وخفایاه. مات فی ۱۰ رمضان<sup>(۱)</sup>.

بطائرات الاستطلاع والأباتشي نحو مدينة طولكرم، لتقتحمها من عدة جهات بأكثر من (٣٠) آلية، وطوَّقت منزله، فاستعدَّ لنيل الشهادة، واشتبك معهم، واستشهد بعد دفاع بطولي(٢).

ثابت أبو المعالي (۱۳۲٤ - ۱۹۰۱هـ = ۱۹۰۱ - ۱۹۸۱م) عالم أزهري.



من أسيوط، نال درجة العالمية في الأدب والبلاغة من جامعة الأزهر، درَّس في معهد شبين الكوم، وعيّن مديراً لمعهد جرجا الديني، وشيخاً لمعهد أسيوط الديني، فمديراً للمعاهد الأزهرية بالقاهرة، فأميناً عاماً للمجلس الأعلى للأزهر، ولم يقبل منصب وزير الأزهر، أنشأ المعهد الديني بغزة، وأسهم في إنشاء العديد من المساجد والمعاهد والمراكز الثقافية الإسلامية في عدد من مدن الصعيد، ورأس بعثة الحج عام ١٣٧٧هـ، وكان رافضاً لتطوير الأزهر باستحداث علوم جديدة فيه. توفي يوم السبت ٣٠ رمضان، ۷ يونيو <sup>(۲)</sup>.

ثامر الحمودة (۲۳۲۱ - ۷۰۱۹ - ۲۱۹۱ - ۲۸۴۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٣) من أعلام أسيوط ٧٨/٢.

(7.31 - 1731a = 711 - 1.14) قائد بحاهد.

ثابت محمود عيادي



ولد في حي البركة جنوب مدينة طولكرم لأسرة متدينة، التحق بالحركة الإسلامية (حماس) وهو طالب بالمرحلة الثانوية، وكان أمير الجناح الطلابي للحركة فيها، وانتظم في كلية الهندسة المعمارية بجامعة النجاح الوطنية في نابلس، وفي أثنائها التحق بكتائب عزالدين القسّام، وتعاون مع إحوانه في مختلف النشاطات الدعوية والحامعية والثقافية والاجتماعية، وتولَّى إمارة الكتلة الإسلامية في كليته، ثم اللجنة الأكاديمية في الكتلة الإسلامية، وتحدَّث باسمها في محافل مختلفة. ولأنه كان مطلوبًا للقوات الصهيونية منذ عام ١٤٢٤هـ فقد اختفي عن العيون، وكان يصنع الأحزمة الناسفة، وعرف العدوُّ أنه قائد كتائب القسّام في طولكرم، وفي فجر يوم الثلاثاء ١٨ ذي الحجة (١٧ يناير) زحفت عشرات الآليات العسكرية المدعومة

إخلاصه وحماسه للجهاد وأى على مجموعة في «غزبي» لقطع الإمدادات عن الجيش الروسي، فأبلى بلاءً حسناً، وأصيب بثلاث طلقات، في بطنه ويده، وقطعت ثلاث أصابع من يده... وتابع جهاده. وعندما بدأ الحرب بين الفصائل الأفغانية غادرها وشارك الجاهدين في طاحكستان ضد الشيوعيين، وبعد عامين توجه إلى الشيشان، وكؤن

(٢) موقع واحة الشهداء ٢/١/١٧ م

(١) أعلام دمشق في القرن الرابع عشر الهجري ص ٥٧، تاریخ علماء دمشق ۱۹۸۹٪.



وانضوى تحت لوائه لتوحيد الصف. وجرت بین ۱٤۱٤ و ۱٤۱٦ه معارك أبدى فیها بطولات عالية، وكان يعامل الأسرى معاملة حسنة، يلبسهم أحسن الألبسة، ويطعمهم أحسن الطعام، فأسلم الكثير منهم لذلك. بعد الانسحاب من الشيشان عام ١٤١٧هـ أصبح بطلاً في الشيشان، ومنح رتبة لواء، وميدالية الشجاعة. وعلى الرغم من انسحاب الروس وعودة الحياة الطبيعية إلى الشيشان، فقد افتتح خطاب مركزاً كبيراً كان يهدف من ورائه إلى تعليم الناس وسائل الدعوة ونشر اللغة وتدريب الدعاة، إضافة إلى تدريب الجاهدين. وتساءل الناس: «لماذا هذا المركز وقد انسحب الروس»؟ فكان يجيبهم: «إن الله قد أمرنا بالإعداد الدائم فقال: (وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ...). وهو الضمان بألا يعود الروس إلى احتلال الشيشان مرة أحرى.. وإذا عادوا كنا على أتم استعداد للمعركة القادمة». وقد حرى ما كان يحذره، فبعد ثلاث سنوات من خروج الروس من الشيشان عادوا إليها عبر بوابة داغستان.. وارتكبوا بما الجازر، واستنجد أهلها بالمجاهدين في الشيشان، فهبُّوا لنجدتهم ونصروهم على عدوهم من الروس، وعندها انتقلت المعركة من أرض داغستان إلى أرض الشيشان وبدأ الفصل الأخير من حياة هذا الجاهد، الذي ما سمع أرضاً للمسلمين تستنجد إلا وهبَّ لنصرتها، بدأت الحرب بين الشيشان والروس أوائل عام ١٤١٩ ه وفيها أبلي بلاءً حسناً... فرصدت القيادة الروسية مكافأة مالية كبيرة لمن يقتله أو يسهم في اغتياله، فقد كبَّد الروس أكثر من (٩) آلاف قتيل في مدة أربع سنوات! وكان قد تزوج قبل سنوات من وفاته من امرأة داغستانية من قرية كرباخاي المعروفة بتدينها والتزامها، وله منها ولد وابنتان. وكانت أمنيته أن يموت كما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق له ذلك، فقد مات

الرسول صلى الله عليه وسلم متأثراً بالسمّ الذي دسَّته له اليهودية، ومات هو متأثراً بالسمِّ الذي دسُّه له خائن. وقد أعلن محلس الشوري العسكري الشيشاني في الأول من ربيع الأول (١٤٢٣هـ) عن قاتله وأعدمته، واسمه «إبراهيم الآروي» من داغستان، الذي قام بالتعاون مع المخابرات الداغستانية التابعة للمخابرات الروسية بدسِّ السمِّ في الرسالة التي أرسلت إلى المسؤول العسكري لجلس الشوري القائد خطاب. أعلن وفاته

ثامر محسن إسماعيل (P1999 - 1974 = A187 - 1804) (تكملة معجم المؤلفين)

ثامر بن مفتاح العلي (٠٠٠ - ١٩٨٧ م ) (تكملة معجم المؤلفين)

أبو ثائر = ياسر عمرو

ثائر الحيالي (تكملة معجم المؤلفين)

ثروت أباظة = محمد ثروت أباظة

ثروة السيد شلبي (١٣٥٩ - ١٩٤١هـ = ١٩٤٠ - ٢٠١٠م) مستشار معلوماتي وخبير إعلامي.

أواسط شهر صفر(١).

ثروت عكاشة = ثروت محمود فهمي عكاشة

من مصر. عمل في مركز الأهرام للتنظيم

وتكنولوجيا المعلومات، ومستشاراً للأمير

خالد بن سلطان للمعلومات، ورئيساً لفريق

الدعم الفني لموسوعة «مقاتل من الصحراء»،

كما عمل رئيساً للفريق الاستشاري لتطوير

نظم العمل بديوان وزارة الداخلية في دولة

الإمارات، وللفريق الاستشاري لتصميم

برنامج التطوير الإداري والتدريب بشركة

راس لانوف للنفط والغاز بليبيا، ومديراً لمركز

معلومات صحيفة الوطن الكويتية، ومديراً

عاماً لمركز البحوث والدراسات الإعلامية

بالشركة المصرية لخدمات ونظم المعلومات

(أرابيا إنفورم). وعُدَّ أحد أعلام الأعمال

القيادية والاستشارية والتدريب في محالات

الإعلام والمعلومات، وكان المنظِّر ومدير عام

تنمية الجحمع المصري عبر شبكة الإنترنت

بالشركة المتحدة للبربحيات(٢).

ثروت محمود فهمى عكاشة (PTT1 - TT31a = 1781 - 11+74) ثقافي كاتب وزير.



(٢) شخصيات من مصر ص ١٣٧، مركز أخبار التكنولوجيا والإنترنت، لهن (بيت المرأة العربية) ١٠/١١/٥ ٢٠١م، كنانة: بوابة التنمية الجشمعية (٤٣١).

(۱) المجتمع ع ۱۶۹۹، وع ۱۵۰۰ ص ۲۶، الوسط ع ٥٣٨ ص ٤ (ملحق جريدة الحياة)، الحياة ع ١٤٢٨٦، الشرق الأوسط ١٤٣٣/٣/٢هـ

المحاسبة الإدارية، المراجعة، تطبيقات محاسبية باستخدام الحاسب، المراجعة الداخلية في التشغيل الإلكتروني، دراسات متقدمة في محاسبة التكاليف وإدارة التكلفة، مبادئ المحاسبة، نظم المعلومات المحاسبية، المحاسبة الدولية، الرقابة المحاسبية في النظامين

اليدوي والإلكتروني، محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية في المشروعات السياحية الفندقية، النقود البلاستيكية وأثر المعاملات الإلكترونية (مع نادر شعبان)، محاسبة شركات الأشخاص.



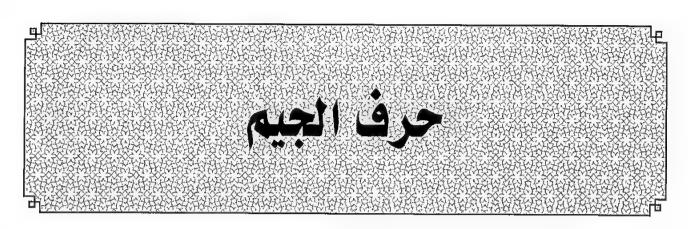

جاب الله علي جاب الله (۱۳۵۸ – ۱۹۳۹هـ = ۱۹۳۹ – ۲۰۱۲م) خبير آثاري.



من مواليد محافظة المنوفية بمصر، حصل على إجازة في الآثار من كلية الآداب بجامعة القاهرة، عمل أستاذًا لتاريخ مصر والشرق القليم بجامعة الملك محمد الخامس في المغرب، وبجامعة القاهرة، ثم كان عميدًا لكلية الآثار، وأستاذًا زائرًا بجامعة وسط فلوريدا بأمريكا، وأمينًا لمتحف الآثار المصرية، وأمينًا عامًا للمجلس الأعلى للآثار، عضو معهد الآثار القومى بألمانيا الغربية، وعضو شعبة التراث بالمحالس القومية المتخصصة، وعضو بعثة جامعة القاهرة للكشوف الأثرية بمنطقة أهرامات الجيزة. مثّل مصر في مؤتمرات عالمية خاصة بالآثار. وكان من علماء الآثار المتميزين، وصاحب اكتشافات ومؤلفات. توفي يوم السبت ٢٢ جمادي الأولى ١٤ إبريل (نيسان).

آثاره المطبوعة: كتابان بالإنجليزية.

وترجم كتابين لأحمد فخري، هما: واحات

مصر، الصحراوات المصرية.

وأشرف على كتاب: متحف المحوهرات الملكية، ودليل الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة(١).

جابر الأحمد الصباح (۱۳٤٧ - ۱۹۲۱ه = ۱۹۲۸ - ۲۰۰۱م) أمير الكويت.



الحاكم الثالث عشر من أسرة آل الصباح التي حكمت الكويت منذ ثلاثة قرون. تعلم في مدارس الكويت: المباركية والأحمدية والشرقية، عمل رئيساً للأمن العام في منطقة حقول النفط، وكان أول وزير للمالية والاقتصاد بعد الاستقلال سنة ١٣٨١هـ، ثم كان وزير المالية والصناعة. أصبح رئيساً للوزراء سنة ١٣٨٥هـ، ومثّل الكويت في العديد من المؤتمرات، وزار معظم بلاد العالم،

(١) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٨٧، الأهرام ع ٢٨٧٨ (٢٣/٥/٢٣) (ه).

وفي العام التالي كان ولياً للعهد، وفي ٢١ من شهر محرم من عام ۱۳۹۸هـ (۳۱ دیسمبر ١٩٧٧م) صار أمير الكويت خلفاً لصباح السالم الصباح، وانتخب رئيساً لمؤتمر القمة الإسلامي الخامس سنة ١٤٠٧هـ. وكان هو صاحب فكرة إنشاء محلس التعاون الخليجي، وأصدر مرسوماً يمنح المرأة حق الاقتراع والترشيح، وطرح فكرة محكمة عدل على القمة الإسلامية الخامسة، وأدخل إصلاحات عديدة إلى الدولة، وفي عهده كان الغزو العراقي في الكويت، ورأيته متأثرًا جداً عندما خطب في الأمم المتحدة لأجل ذلك، وقد أقام في الطائف أثناءها، ثم استدعيت القوات الأمريكية وأخرجت منها الجيش العراقي. وتُذكر له خدمات إنسانية. وكان قد طلب تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، لكنه ماطل في تطبيقها حتى مات، في فجر يوم الأحد ١٥ ذي الحجة، ١٥ كانون الثاني (يناير)، وخلفه أسعد العبدالله الصباح، ولم يلبث أياماً حتى عُزل؛ لتدهور صحته، وصار الأمير (الليبرالي) صباح الأحمد الصباح أميراً للكويت، الذي صرَّح في موقف له أنه لن يطبق الشريعة.

ومماكتب فيه:

اليوبيل الفضي بمناسبة تولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر.../ ميمونة الصباح. وداع أمير الديرة/ إعداد محمد البرحس، أنور

الحساوي.

مأثورات من أقوال صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح/ أمثال الصباح. صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح: مسيرة وطن/ مركز البحوث والدراسات الكويتية(۱).

جابر بن جعفر فیاض (۱۳۲۵ - ۱۶۰۶ه = ۱۳۴۴ – ۱۹۸۶م) (تکملة معجم المؤلفین)

جابر أبو حسين (١٣٣١ - ١٤٠١ه = ١٩١٣ - ١٩٨١م) شاعر وراوية شعبي.



من جنوب مصر، اشتهر بروايته للسيرة الملالية الطويلة في شعر شعبي منذ العشرينات والثلاثينات الميلادية. ويرون أنه لا توجد رواية تستحق أن تُروى سوى روايته. وهو ابن فلاح مصري من أبار الوقف مركز أخيم. بعد مولده ترك والده قريته وذهب إلى مدينة المراغة للبحث عن مورد للرزق، ومات ولم يبلغ ابنه من العمر أحد عشر عاماً، وكان على الصغير أن يقوم برعاية أمه وأخيه الصغير، فترك المراغة بعد أن حفظ كل ما سمعه من السيرة الملالية، وذهب إلى الإسكندرية عند أخ له غير شقيق، وعمل الإسكندرية عند أخ له غير شقيق، وعمل هناك كتاساً، ولم ينس الطفل السيرة الملالية، وذهب إلى فقد كانت تروى في بعض مقاهيها، واستمع

(۱) الأهرام ۲۱/۱۲/۱۲ م، دليل الإعلام والأعلام ص ٢٨٤.

إلى شاعر راوية يؤدي السيرة الهلالية في أحد المقاهى على مدار عام قمري كامل، يبدأ السيرة في أول رمضان ويختمها في آخر شعبان. ليعود بعد ذلك ويؤديها بالكيفية نفسها. استمع له الطفل خمس سنوات، أي أنه كبر وهو يستمع إليه، وكان هذا الراوي هو محمد الطباخ. بعد ذلك سأله جابر أبو حسين الراوي أن يعمل معه فقبل. وبعد أن شعر بأنه قد حفظ السيرة عاد إلى المراغة، ولكنه لم ينجح في أن يجذب إليه جمهور المستمعين، فأخذ يعمل مع الفرق الجوالة التي تروي الهلالية. ولم يكن معروفاً للجمهور بروايته فقط، وإنما كان معروفاً أيضاً بحفظه لكل ما يقول المنشدون الدينيون في المنطقة. وقدكتب أحمد شمس الدين الحجاجي مقالأ يبين فيه انتحال الشاعر عبدالرحمن الأبنودي لهذه السيرة ونسبتها إلى نفسه - وهي في ثلاثة أجزاء - بعد وفاة راويتها المترجم له. وأجرى مع المذكور لقاء طويلاً في جريدة الرياض ع ٨٤٢٢ (١/٥) بيَّن فيه أن ما ذكره الشاعر الأبنودي في مقدمته من أنه أمضى أكثر من عشرين عاماً في جمع وترتيب هذه السيرة كذب.

وهذه السيرة مسجلة على الشرائط، وذات شهرة، وخاصة في منطقة قنا وسوهاج.

وصدر فيه كتاب: السيرة الهلالية في صعيد مصر للراوي جابر أبو حسين الملقب عوميروس العرب/ دراسة ميدانية قام بإعدادها وجمعها أحمد الليثي، صدر في سلسلة الدراسات الشعبية عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة المصرية(٢).

جابر حمزة (۱۹۹۰ - ۱۹۹۵ = ۲۰۰ - ۱۹۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۲) الهاض ع ۲۶۹۲ (۲۱/۱۲/۱۱۱ه)، وع ۸۵۸۸ (۲/۱۲/۱۲۱۱ه)،

جابر رزق الفولي ( د ١٣٥٥ - ١٩٥٨ - ١٩٥٥ م ) كاتب إسلامي مشهور. أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين.



عمل في بحلة الإذاعة والتلفزيون بمصر منذ عام ١٣٨٧ه، ثم كان مديراً لتحرير بحلة «الدعوة» عام ١٣٩٦هـ، فرئيساً لتحرير محلة «لواء الإسلام» الناطقة بلسان الإخوان المسلمين عام ١٤٠٦ه، وكاتباً لعديد من الدراسات والمقالات القيمة. شارك في معترك الحياة السياسية والعقائدية، وسجن عام ۱۳۸۵ه تسع سنوات وعذَّب، وعطِّلت صحيفة الدعوة، وسجن مرة ثانية وثالثة، وظل متمسِّكاً بمبادئه، وخرج ليواصل الطريق الذي احتاره، وقد ألف عدة كتب فضح فيها المعتقلات والتعذيب، تعتبر أقسى المراجع وأكثرها إيلاماً للنفس. ومن كتبه الرائعة كتابه «طه حسين الجريمة والإدانة» الذي هزّ أركان مصر الثقافية عندما نشره في حلقات بمجلة الإذاعة والتلفزيون، حتى تدخلت السلطة وأوقفتها، وذكر أكثر من مرة أن «جميع الذين يحبون الدكتور طه حسين خنسوا ولم يستطع أحد منهم أن يدافع عنه ولو بكلمة واحدة، وأنه كان في غاية السعادة، لأنه استطاع أن يسهم في تعرية واحد من الذين تآمروا على العقل المصري المسلم وعملوا على تدميره وتفريغه من مقوماته الإسلامية استجابة لمخطط استعماري». توفي بولاية فلوريدا الأمريكية يوم الاثنين ٦ ذي القعدة، الموافق ٢٠

يونيو، ودفن إلى جوار الشيخ عمر التلمساني حسب وصيته.

من مؤلفاته: مذابح الإخوان في سجون ناصر: أسرار رهيبة تنشر لأول مرة، الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله بأقلام تلامذته ومعاصريه (إعداد وتقلم)، الدولة والسياسة في فكر حسن البناء المؤامرة على الإسلام مستمرة، محمد عواد الشاعر الشهيد، مذبحة الإخوان في ليمان طرة، الأسرار الحقيقية لاغتيال الإمام حسن البنا(۱).

جابر عبدالحميد الخاقاني (١٣٥٧ - ١٩٨٤ هـ ١٩٣٨ - ١٩٨٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

جابر عبدالسميع أبو العينين (۱۰۰۰ – ۱٤۲۵ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۴م) (تكملة معجم المؤلفين)

جابر عزیز الشکري (۱۳۳۷ - ۱۹۱۸ = ۱۹۱۸ - ۱۹۸۷م) باحث کیمیائی ولغوي مجمعی.



ولد في الكوفة. انضم إلى بعثة الحكومة العراقية لدراسة الكيمياء في المانيا وأكملها في سويسرا مع زملائه طلاب البعثة، وأتمها

(۱) المجتمع ع ۹۷۲ (۱۱/۸ ۱۱/۸) هم) ص ۳۳، که -۱۶، و ع ۱۸۳۳ (۱۱/۳ ۲۰۰۹)، وجوده عربیة وإسلامیة ص ۲۲، الأهرام ع ۲۰۰۱ (۱۲/۸ ۱۸) هم)، و ع ۳۷۰۹۲ (م/۱۱/۸ ۱۲۰۸ ۱۱۲۷ (۱۲/۲۸ ۱۸)، واسم العائلة (الفولي) من موقع إخوان ویکی.

في جامعة زويرخ، وحصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء العضوية. عيِّن مدرساً في دار المعلمين العالية. شغل عدة مناصب مختلفة في الدولة، فكان مديراً عاماً للمصرف الصناعي العراقي، وملحقاً ثقافياً في سفارة العراق ببون، ومديراً عاماً للتعليم في وزارة التربية، وعيِّن في سنة ١٣٩٩هـ عضواً عاملاً في المجمع العلمي العراقي، وعضواً مؤازراً في مجمع اللغة العربية بالأردن، وعضواً في جعيات علمية عربية وعالمية. وأسهم بأبحاثه في المؤتمرات العربية والعالمية، فقد نشر أكثر من ثلاثين بحثاً في المحلات، وأكثر من عشرة كتب، واشتهر بتحضير نحو من مائة مادة كيميائية مسجلة باسمه في الدوريات العالمية، وأسهم في الكشف عن الكيميائيين العراقيين في العراق القلم. توفي في ١١ ربيع الآخر، الثاني من شهر كانون الأول (ديسمبر).

من كتبه: تاريخ العلم حسب المناهج المقررة للصفوف الثالثة لأقسام الكيمياء (بالاشتراك مع محمود فياض)، لمحات بمآثر العراق العلمية في الكيمياء، الكيمياء عند العرب، النفط والمبتروكيماويات، النفط والمواد المبتروكيماوية(٢).

جابر بن علي الصباح (١٣٤٦ - ١٤١٤ه = ١٩٢٨ - ١٩٩٤م) وزير أمير.



من أسرة آل الصباح في الكويت. أصغر

 (٢) النجف الأشرف قديماً وحديثاً ص (١٣٠ عالم الكتب مج ٩ ع ٣ (عرم ١٤٠٩)، موسوعة أعلام العراق ١٩٩/١، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٥/٢.

أولاد الأمير على السالم. نشأ يتيم الأبوين، تربى عند عمه عبدالله. أسهم في وضع اللبنة الأولى لتحديث الكويت. تولَّى رئاسة إدارة الكهرباء والماء والغاز سنة ١٣٧٢هـ، وكان عضواً في لجنة تنظيم الإدارات الحكومية، ثم أصبح وزيراً للإرشاد والأنباء سنة ١٣٨٤هـ، وكان إضافة إلى ذلك نائباً لرئيس بحلس الوزراء فيما بين ١٣٩٥-١٠١ه. مستشار أمير البلاد. وكان محباً للأدب، واسع الثقافة والإطلاع. توفي يوم الخميس واسع الثقافة والإطلاع. توفي يوم الخميس

جابر بن علي الطيِّب (۱۳٤٠ - ۱۶۲۲هـ = ۱۹۲۱ - ۲۰۰۲م) قاض.



ولد في «تمنية» بعسير جنوب السعودية. درس في دار التوحيد بالطائف، والجامعة في أم القرى بمكة، وحصل على الدكتوراه في الشريعة من جامعة الأزهر. وكان أول قاض يحصل على الدكتوراه في السعودية (١٣٩٨ه). عمل قاضياً بمحكمة بيشة، فرئيساً لحكمتها، ثم قاضي تمييز، فعضواً في محكمة التمييز بالمنطقة الغربية. وخدم في القضاء أربعين عاماً. وكان موسوعة في العلوم الشرعية، وعين مدرساً بالحرم المكي. كانت له مشاركات في ندوات ومحاضرات، وإسهامات تربوية في البرامج التلفزيونية، وكتابات حول بلدته «بيشة». مات في وكتابات حول بلدته «بيشة». مات في

 (٣) قاموس تراجم الشخصيات الكويتية ص ٥٥، المعجم المفيد في تراجم أعلام الخليج ص ٤٠، مدونة (شخصيات كويتية) استفيد منها عام ١٤٣٤هـ.

الثامن من شهر ذي الحجة.

عنوان رسالته في الدكتوراه: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن قيَّم الجوزية وأثره في الفقه الإسلامي والمذهب الحنبلي(١).

جابر علي محمد (۱۳٤٤ - ۱۹۲۵ه = ۱۹۲۵ - ۲۰۰۳م) (تکملة معجم المؤلفين)

جابر عمر (۱۳۳۲ – ۱۹۱۳ه = ۱۹۱۳ – ۱۹۹۳م) تربوي سياسي.



ولد في مدينة «عنه» بالعراق. حصل على الدكتوراه في فلسفة التربية من ألمانيا وسويسرا. عين في دار المعلمين العالية، ومديراً عاماً في مجلس الإعمار، ووزيراً للمعارف في الحكومة التي تألفت مباشرة بعد ثورة ١٤ تموز انفاضة رشيد عالي الكيلاني، ثم لوحق بعد فشلها، فهرب إلى ألمانيا مع رفاقه القوميين. من عناوين كتبه: اتجاهات وآراء في التربية والتعليم، الإعمار ومشاريعه في العراق، التوجيه القومي، المدخل في التربية مغامرات حاسوس في الحرب الأخيرة، الوجه مغامرات حاسوس في الحرب الأخيرة، الوجه الاقتصادي لأوربا/ أنتون رايتنكر (ترجمة)(٢).

 (۱) موسوعة أسبار ۲۰۷۱، التجارة والصناعة (مجلة سعودية) س ۲۲ ع ۳ (ربيع الأول ۱٤۱۳) ص ٥٥، المدينة (۲۲/۱۲/۱۲)، شلما العبير ص ۹۰.

 (۲) موسوعة بيت الحكمة ١١٣/١، معجم المؤلفين العراقيين ٢٢٦/١ (ووردت ولادته في المصدر الأخير: ١٩٠٩م)، موسوعة أعلام العراق ٢/٢٤.

جابر قميحة = جابر المتولى قميحة

جابر المتولي قميحة (١٣٥٣ - ١٤٣٣ه = ١٩٣٤ - ٢٠١٢م) أديب إسلامي كبير.





جابر قميحة شابًا وشيخًا

ولادته في مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية.

الكويت، والدكتوراه في الأدب العربي الحديث من جامعة القاهرة، وإجازة في القانون من كلية الحقوق بالجامعة نفسها، ودبلوم عال في الشريعة الإسلامية. عمل مدرسًا، وموجهًا للغة العربية، وأستاذًا في كلية الألسن بجامعة عين شمس في القاهرة، وبجامع يل بأمريكا، وبالحامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد، وبجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران في السعودية، وكتب في أنواع الأدب، مع معالجة إسلامية عميقة. وكان حاضرًا في الساحة الأدبية والثقافية، نشيطًا في الكتابة، صاحب مقالات كثيرة. وكان داعية، من جماعة الإخوان المسلمين وأعلامها الذين عاصروا الإمام حسن البنا. توفي يوم الجمعة ٢٤ ذي الحجة، ٩ نوفمبر (تشرين الثاني). من مؤلفاته: وليمة لأعشاب البحر في ميزان الإسلام والعقل والأدب، ذكرياتي مع دعوة الإخوان في المنزلة دقهلية، أدب الخلفاء الراشدين، أدب الرسائل في صدر الإسلام: عهد النبوة، أعداء الإسلام ووسائل التضليل والتدمير، التاريخ الأدبي للإخوان المسلمين: قسم الشعر، الشاعر الفلسطيني الشهيد عبدالرحيم محمود أو ملحمة الكلمة والدم،

صوت الإسلام في شعر حافظ ابراهيم، في صحبة الله عليه وسلم، الله القيم المدخل إلى القيم الفنية والجمالية في أدبيات الإمام الشهيد حسن أغني (ديوان شعر)، الإذب الحديث بين عدالة الموضوعية

بطائعة بين يرى بيث إربي عرد الدور والدوا وكلّ نم رهير الدور والدوا وكلّ نم رهير الدور الد

جابر قميحة (خطه)

حصل على الماجستير في الأدب من جامعة وجناية التطرف. ومؤلفات أخرى له في

(تكملة معجم المؤلفين)(١).

# المراجعة المراجعة

جابر محمد مدخلي (۱۹۰۰ - ۱۶۲۸ه = ۱۹۰۰ - ۲۰۰۷م) الأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج.



من مواليد صامطة بالسعودية، درس في المدرسة السلفية، وتتلمذ على الشيخ عبدالله القرعاوي، ودرس سنتين في كلية الشريعة بالرياض، وتركها ليلازم الشيخ ابن باز في المدينة المنورة، وتخرَّج هناك من الجامعة الإسلامية، ثم رشح للقضاء فأبي، فدرَّس في مدينة صفوى، ثم الإمارات، وعاد إلى الطائف، ثم أمر الشيخ ابن باز بنقل أوراقه إلى دار الإفتاء، فعيَّن مديراً لمكتب التوعية الإسلامية، ومشرفاً عاماً على الدعاة ومناشطهم في سلطنة عمان، وفي عام ١٣٩٩ه كلف بالعمل رسمياً أميناً عاماً للتوعية الإسلامية في الحج، واستمرَّ في عمله هذا تُلاثاً وثلاثين سنة، حتى توفاه الله. وكان عضواً في كثير من اللجان بمكة المكرمة، وحريصاً على الإنفاق على الفقراء. مات دهساً في حادث سيارة أثناء خروجه من صلاة العشاء أمام منزله بمكة يوم ٢٨ ربيع الآخر، ١٥ أيار<sup>(١)</sup>.

(۱) مجلة الأدب الإسلامي ع ۷۹ (۱۲۵ه) هي ص ۲۶ – ۷۷ (ملف العدد)، معجم البابطين للشعراء العرب ۲۲۳۱، المجتمع ع ۲۰۲۷ (۲۰۱۲/۱۲) وإضافات. (۲) الرياض ع ۱۶۲۰۵ (۲۲/۲/۲۹) هي، عكاظ ع ۲۰۰۳. وهو غير سميّة الروائي.

# جابي برامكي (۱۳۲۸ – ۱۶۳۳ هـ = ۱۹۲۹ – ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

جاد الحقّ علي جاد الحقّ (١٣٣٦ - ١٤١٦ه = ١٩١٧ - ١٩٩٦م) شيخ الأزهر.



وله بمحافظة الدقهلية. حصل على العالمية مع تخصص القضاء الشرعي من الأزهر. عمل في المحاكم الشرعية، وموظفاً قضائياً بدار الإفتاء، وأميناً للفتوى بها، عين قاضياً، وعضواً في المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ورئيس محكمة، ومستشاراً بالمحاكم ومفتشاً قضائياً أول، ثم مفتياً لمصر عام ١٣٩٨هـ، فوزيراً للأوقاف عام ٤٠٢هـ، وأخيراً تولى مشيخة الأزهر، وكان عضواً في محالس وهيئات عديدة، منها عضويته في لجنة التحكيم بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام، ورئيس الجحلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بالقاهرة. وهو الذي أنشأ المكتب الفنى للمفتى الذي يرتب صدور الفتاوى. شارك في الكثير من المؤتمرات الإسلامية، وزار بلداناً عديدة. وقد قضى في الأزهر (١٤) عاماً، وحمل الرقم (٤٢) في سلسلة مشايخه، فأعاد للأزهر شموخه واستعلاءه، واعتزازه بدوره ورسالته في العالم الإسلامي، وأعاد الثقة بالأزهر لدى المسلمين، وذلك من خلال موقفه من محاولات (مؤتمر السكان) الذي عقد بالقاهرة، فقد رفض باسم الأزهر

ما فيه من اتحاه إلى الإباحية الجنسية، وشرعية الإجهاض، وإباحة الشذوذ للرجال والنساء، وانتزاع حق الآباء في الإشراف على تربية أولادهم ... إلخ. وكذلك (مؤتمر المرأة) الذي عُقد في بكين، فقد شكل لجنة للرد على وثيقة هذا المؤتمر، وشارك النقابات التي عنيت بحدًا الأمر، مثل نقابة الأطباء، وما كان يخلو مؤتمر مهم من وجود مندوب عن الأزهر وشيخه، لوحظ ذلك في الكويت، وفي السعودية، وفي موسكو، وفي مؤتمر الأديان والتفاهم بين الشعوب. وفي الأيام الأخيرة من حياته أفتى بعدم السفر إلى الصلاة في القدس حتى تتحرر وتعود إلى أهلها، وهم العرب والمسلمون، وقد رد على اليهود في قولهم: إن القدس عاصمة أبدية لهم، وقال: إنما عاصمة أبدية للمسلمين، وما دامت للمسلمين فهي لكل الأديان، كما كانت طوال التاريخ لمدة ثلاثة عشر قرناً أو تزيد. وفي قضية (فيلم المهاجر) الذي يمثل قصة سيدنا يوسف، وقف ضده، وحكمت محكمة النقض بمصادرته ومنعه. ولا ينسى موقفه الصلب من قضية فوائد البنوك، والمحاهرة بأنها هي الربا المحرم بنص القرآن والسنة وإجماع مذاهب الأمة، وهو ما قرره مجمع البحوث الإسلامية منذ عهد الشيخ محمود شلتوت رحمه الله. وعانى من إهمال الدولة للأزهر الشريف، وقلة الإمكانيات المادية المتاحة، لكنه بذل جهداً كبيراً في نشر المعاهد الأزهرية في ربوع مصر، من خلال تبرعات أهل الخير الذين استجابوا بكل حماسة، ومن آخر ما عابي منه تقاعس الحكومة عن ترميم أكثر من ألف وخمسمائة معهد ديني أزهري ضربما الزلزال في عام ١٤١٣هـ، في الوقت الذي تستمر حركة بناء المدارس العادية بحمة ونشاط، ولم يقف الشيخ مكتوف الأيدي، بل أرسل رجال الأزهر ليلتقوا بكبار أهل القرى والمدن، حثاً لهم على استكمال

وترميم هذه المعاهد، وكانت النتائج مشرِّفة، وتمت في عهده أكبر حركة انتشار لهذه المعاهد منذ عهد الشيخ عبدالحليم محمود. ولم يكن خطيباً مفوهاً، لكنه كان باحثاً دقيقاً، ترك مئات الفتاوى الشرعية القيمة في مختلف الجالات، وكان معروفاً بدقة ألفاظه، وقلة عباراته، وبراعته في الخروج من المواقف الصعبة عن طريق التعميم، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمسؤولين الكبار، ثما أدى إلى إكبار العامة له فضلاً عن الخاصة. وقال فيه الشيخ يوسف القرضاوي، إضافة إلى بعض ما ذكر: «لقد كان الشيخ جاد الحق صادقاً مع نفسه، صادقاً مع أمته، صادقاً - قبل ذلك كله - مع ربه، فلم يبال برضا الناس فيما يعتقد أنه الحق. وقد كان رجلاً مهذباً، صاحب خلق وفضل، تطاول عليه بعض الناس وهاجموه، فقابلهم، بالصمت والتعفف، ودفع السيئة بالحسنة، فالحياة أغلى من أن تضيع في المهاترات. وكانت عقليته عقلية القاضي الذي ينظر إلى الأمور بحدوء واتزان، دون غضب وانفعال، ثم يحكم بما يراه أدبى إلى الصواب ». توفي قبيل فجر يوم الجمعة ٢٥ شوال، الموافق ١٥ آذار (مارس)، وقد أهمل شأنه صحياً، حتى أصدرت جبهة علماء الأزهر بلاغا بشأن الإهمال الذي يصل إلى حد الجريمة حول ملابسات موته، في الوقت الذي تتسارع فيه كثير من أجهزة الدولة إذا نزلت يمغن مصيبة أو ألمت براقص كارثة فتصدر له القرارات العاجلة لحمله على نفقة الدولة وبطائرات خاصة أحياناً للسفر إلى خارج البلاد طلباً للعلاج، وبينت أن المسؤولين في مستشفى القصر العيني رفضوا إرسال أنبوبة أكسجين لعلاج ضيق التنفس لديه، حتى وصلت

حالته إلى الاحتضار وأسلم الروح!

الإمام الأكبر شيخ الأزهر

Wa Cib

الشيخ جاد الحق على جاد الحق

جاد الحق (توقيعه)

ومماكتب فيه رحمه الله:

رحلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر إلى السنغال/ إعداد عمر بسطويسي وآخرين. - القاهرة: محلة الأزهر، ١٤١٦ه، ٣٩٢ص.

وقدِّمت في جهوده الدعوية رسالة ماجستير بعنوان: الشيخ جاد الحق وجهوده في الدعوة إلى الله/ إبراهيم قطب محمد، (جامعة الأزهر بالمنصورة، ٢٢٦هم).

وأخرى دكتوراه في فقهه بعنوان: الشيخ جاد الحق على جاد الحق ومنهجه في الفقه وقضايا العصر/ مريم عبدالسلام بكر (جامعة الأزهر بالقاهرة، ٩٤٢٩هـ).

نشرت فتاواه تحت عنوان: الفتاوى الإسلامية في المحلدات (٨، ١٠١٠) التي طبعها المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وله من الكتب أيضاً: قدسية الحرمين الشريفين في الكتاب والسنة وفي الفقه الإسلامي، الختان، نقض الفريضة الغائبة (فتوى ومناقشة، ناقشه فيها عطية صقر)، من أحكام القرآن وعلومه، الفقه الإسلامي: الحكم الشرعي في التدخين (بالاشتراك مع الحرين)، الطفولة في ظل الشريعة الإسلامية، المسجد: إنشاء ورسالة وتاريخاً، من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر جاد الحق علي جاد فضيلة الإمام الأكبر جاد الحق علي جاد الحق، النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، سمات الحلال والحرام، أحكام الشريعة الإسلامية في مسائل طبية عن الشريعة الإسلامية في مسائل طبية عن الشراض النسائية، الأزهر والتعليم(۱).

(١) مصريون معاصرون ص ٧٩، من أعلام الإسلام ص
 (١٧٣ من أعلام العصر ص ٢٣٦، للوسوعة القومية ص

جاد الرب رمضان جمعة (٠٠٠ - بعد ١٤٠٣ه = ٠٠٠ - بعد ١٩٨٣م) فقيه شافعي.

أستاذ وعميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وأشرف فيه على رسائل علمية عديدة. ذكر مفتي مصر (علي جمعة) أنه كان يطلق عليه «الشافعي الصغير»؛ لتبخُره واطلاعه على كتب الشافعية بصورة لم ير تلامذته مثلها في العصر، وأنه كان ضنينًا بالمدح، مُقلاً منه جدًا، دقيقًا، غاية في الدقة في ألفاظه، وفي تصحيحه الأوراق.

عنوان رسالته في الماجستير: رسالة في التيمم على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه (٢).

جاد الكريم محمود عثمان (۱۳۵۷ - ۱۹۲۱ه = ۱۹۳۸ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

جاد الله الطاهر الندير (١٣٥٩ - ١٩٤٨ه = ١٩٤٠ – ١٩٨٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

جاذبية صدقي (١٣٣٩ - ١٤٢٢هـ؟ = ١٩٢٠ - ٢٠٠١م) روائية أديبة.

اسمها الكامل: نفيسة جاذبية محمود صدقي.

٨٨، أصحاب المشيختين عمد الجوادي ص ٩٧، موسوعة أعلام مصر ص ١٩٥، الأزهر جد١١ س ٦٨ (ذو القعدة أعلام مصر ص ١٩٥، الأزهر جد١١ س ٦٨ (ذو القعدة ١٤١٦) عدد عن وفاته، والجزء الأول من سنة ١٤١٧) ص ٣٦، البعث الإسلامي ع ٤ (ذو الحجة ١٤١٦) المجتمع ع ١١٠ (١٤١٦) المجتمع ع ١١٠ (١٤١٦) المجتمع ع ١١٥ (١٤١٦) المجتمع ع ١١١ (١٤١٥) ص ١٩٠، جائزة الملك فيصل المحالم ع ١١٥ (١٩٠) موسوعة أعلام المفكر الإسلامي ص ١٩٠) الموسوعة العربية نليسرة ٢/١، ٨، شيوخ الأزهر ٦/١، المجتمع الأزهر ٦/١، كلمات من موقع المنتي (الإمام العلامة)، استفيد منه في جدادي الأخرة ٢٣٠، ها متلكور له هو تأريخ مناقشته لرسالة (أجر الأجير في الفقه الإسلامي) بالأزهر.

ولدت في القاهرة. حصلت على دبلوم في الأدب الإنجليزي من الجامعة الأمريكية هناك. عضو نقابة الصحفيين، واتحاد الكتاب، وجمعية المؤلفين والملحنين، وجمعية الأدباء، والمجلس الأعلى للفنون والآداب، أستاذة زائرة بجامعة ألينوى الغربية بأمريكا، زارت كثيراً من البلدان الأجنبية، مثّلت مصر في العديد من المؤتمرات العالمية، حصلت على الجائزة الأولى من المجمع اللغوي عن مسابقة في القصة القصيرة، وكان لها صالون أدبى.

لها قصص ومقالات ومسرحيات عديدة بينها للأطفال، منها: ابن النيل، أمريكا وأنا، أمنا الأرض (طبعة أخرى بعنوان: صابرين)، أنت قاس، إنه الحب، دنيا الله، الدنيا وأنا، شيء حرام، صور حية: مقابلات ضاحكة مع شخصيات عربية، في بلاد الدماء الحارة، لحات من المسرح العالمي، مملكة الله وقصص لحرى، من الموسكي إلى الحسينية، نور البيوت، وبكي قلبي، من أدب المعركة.

ومن ترجماتها: أمي أحبك/ وليم سارويان، مرحباً معلمتي/ فرانسيس ديفيز. ومؤلفات وترجمات أخرى لها ذُكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١١).



(۱) مصادر الأدب النسائي ص ٤٤٦، للوسوعة القومية للشخصيات المصرية ص ٨٨، موسوعة أعلام مصر ص ١٥٥، معجم القاصات والروائيات ص ٣٠، موقع مصراوي، معجم أعلام النساء ص٣، للوسوعة العربية لليسرة ٢/١٨٠. ١٠٠٠ شخصية نسائية مصرية ص ١٦٣.

# جار الله عمر الكُهالي (۱۳۲۱ - ۱۹۲۳ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۲م) سياسي حزبي.

اسمه: جار الله محمد عمر الكُهالي، وعُرف بجار الله عمر.



من قرية كُهال عمّار بمديرية النادرة في محافظة إب. تعلم في الكتاتيب، وأخذ العلم على يد العلماء ليتخرج قاضياً يحكم بالشرع الإسلامي، وتخرج ضابطاً في كلية الشرطة، حصل على دبلوم في الحقوق، والتحق بحركة القوميين العرب. دخل السجن، وأصبح ماركسياً عام ١٣٨٨ه، وتعززت شيوعيته بعد استيلاء الجبهة القومية على السلطة في جنوب اليمن. انتخب عضواً في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الثوري الذي أنشئ في الجنوب ليكون معارضاً للشمال، وصار جزءاً من الحزب الحاكم بالجنوب. اختير عضواً في المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني الموحد. عيِّن وزيراً للثقافة في الحكومة الوحدوية الثانية عام ١٤١٣هـ. عاد إلى عدن ثم إلى القاهرة، رجع إلى صنعاء عام ١٤١٥ه وعيّن مساعداً للأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني في مؤتمر الحزب الأخير. قتله الإسلامي علي جار الله عندما كان يلقى خطاباً في «التجمع اليمني للإصلاح» يوم السبت ٢٤ شوال، الموافق ل ٢٨ كانون الأول (ديسمبر).

صدر فيه بعد وفاته كتاب: جار الله يتكلم: قصة حياة من شهقة الميلاد إلى رصاصة

#### جازیة عبدالسلام سالم (۰۰۰ - ۱۲۳۲ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۱م)

وله دراسات ومقالات في الصحف، وصدر

له بعد وفاته: القيمة التاريخية لمعارك حصار

الموت/ صادق ناشر.

السبعين(۲).

كاتبة صحفية. عُرفت براليلى عبدالسلام). من مصر، جاءت من الريف، امتدَّ عملها في الصحافة قرابة (٣٠) عامًا. التحقت بدار الهلال، ثم انتقلت إلى جريدة الأحرار (أول جريدة معارضة بمصر)، وعملت مندوبة لها في رئاسة الجمهورية، وترقت حتى كانت نائبة لرئيس تحرير الجريدة. استعانت بحا المحابرات المصرية للوقيعة بحاسوس، من حيث تدري أو لا تدري. وأسبحت قصتها مشهورة في مصر، وعُرفت في ملف المخابرات المصرية باسم (جازية المصرية) وتمَّ تناول قصتها من خلال مسلسل (حرب الجواسيس) بالذي عرض في عام ٢٥٠ اه (٩٠، ٢م)، وعُرفت فيه باسم (سامية فهمي). توفيت يوم الأربعاء ٢٦ شعبان، ٢٧ يوليو (٢٠).

#### جاستون فییت (۱۳۹۰ - ۱۳۹۱ه؟ = ۲۰۰۰ - ۱۹۷۲م؟)

مستشرق فرنسي اهتمًّ بالآثار الإسلامية. حضر إلى القاهرة لإلقاء محاضرات بالجامعة المصرية القديمة، واستُدعي في عام ١٩٣٣ للعمل مديراً لدار الآثار العربية بالقاهرة، وظل في منصبه حتى عودته إلى فرنسا عام ١٩٥٦.

 <sup>(</sup>۲) الحياة ع ۱٤٥٢٦ (۱۰/۲۰/۱۰/۲۵)، و ع
 ۱٤٩٢ (۱۲/۱۲/۱۲/۱۳)، اليوم ع ۱۱۷۸۹ (بالتاريخ السابق)، موسوعة الأعلام للشميري، موسوعة الألقاب اليمنية ١٤٤/٢.

<sup>(</sup>٣) الأهرام ع ٤٥٥٢٥ (٢٨/٨/٢٨) ١هي، منتديات رأس غارب ١٩/٩/١٨.

له عدة مقالات وبحوث نشرت في المحلات والدوريات العلمية، منها: كتالوج متحف الآثار الإسلامية بالقاهرة، الفصل الخاص بالإسلام في موسوعة لابلياد، القسم الخاص الشعب المصري» بإشراف هانتو، واشترك مع ماسبيرو في وضع كتاب: مواد عن كتاب: تطور التقنيات في العالم الإسلامي كتاب: تطور التقنيات في العالم الإسلامي مساجد القاهرة، وألَّف كتاب: القاهرة مدينة الفن والتجارة، وكتاب: معرض الفن ملينة الفن والتجارة، وكتاب: معرض الفن الفارسي (عرّبه حسن محمد المولوي).

ترجم إلى اللغة الفرنسية:الأعلاق النفسية لابن رسته، وأجزاء من خطط المقريزي، والجزء الأول والثاني من بدائع الزهور لابن إياس(١).



# جاسم حسن شُبَّر (۱۳٤٦ - ۱۶۱۶هـ = ۱۹۲۷ - ۱۹۹۳م)

من خطباء الشيعة، مؤرخ.

ولد في النجف. درس على علماء الشيعة. ارتقى الأعواد وخطب في عدة مدن عراقية وعربية. افتتح مكتبة صغيرة في شارع الرسول صلى الله عليه وسلم يتكسب بها. توفي في شهر جمادى الأولى.

من كتبه: تاريخ المشعشعين وتراجم أعلامهم، مؤسّس الدولة المشعشعية وأعقابه في عربستان وخارجها، البلاغة العلوية في إتمام النهضة الحسينية، إرشاد الخطيب، خطب زينب الكبرى، المحاضرات الحسينية (خ)،

(١) طبقات المستشرقين ص ١٦٦. وصحح ابني زبير وفاته عام ١٩٧١م، وأبقيته للفائدة.

العقود الذهبية في المواعظ والأخلاق (خ)، لآلئ الأخبار في المواعظ والأخلاق (خ). وباقى كتبه في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

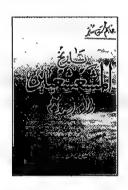

جاسم حمد الصقر (۱۳۳۷ - ۱۴۲۷ه = ۱۹۱۸ - ۲۰۰۲م) ناشط اقتصادي وسياسي دبلوماسي.



ولد في الكويت، حصل على إجازة في الحقوق من كلية الحقوق بجامعة بغداد، فكان أول كويتي ينال شهادة جامعية من هناك. وكان له دور اقتصادي بعد استقلال الكويت، عمل نائبًا لرئيس البنك الوطني الكويتي، ورأس بحلس إدارة جريدة القبس، وكان عضو المجلس الأعلى للتخطيط، وشارك وترأس العديد من الندوات والمؤتمرات، كما دافع عن الدستور والمكاسب الديمقراطية عندما كان عضواً في مجلس الأمة، قنصل فخري للسويد بالكويت، عضو بحلس الأمة ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بما، رئيس ورئيس لحنة الشؤون الخارجية بما، رئيس جمعية القلب الكويتية.

 (۲) المنتخب من أعلام الفكر ص ۷۷، معجم المؤلفين العراقيين ۲۲۹/۱.

من كتبه: ملامح من تطور المحتمع الكويتي (٣).

# جاسم عبدالعزيز القطامي (١٣٤٦ - ١٣٣٦ه = ١٩٢٩ - ٢٠١٢م) مناضل حقوقي.



من مواليد مدينة الكويت. ترك كلية الطب ودرس في كلية الشرطة بالقاهرة، وبعد التخرج عاد فكان أول مدير للشرطة، واستقال عام ١٣٧٦هـ (١٩٥٦م) وهو برتبة مقدَّم لرفضه قمع المظاهرات. من مؤسسى حركة القوميين العرب بالكويت، نادي بالاستقلال، وبالتجمع الوطني، وطالب بدستور ديمقراطي وحكم نيابي منذ عام ١٣٧٩هـ (١٩٥٩م)، أول وكيل لوزارة الخارجية بعد الاستقلال عام ١٣٨١ه، أول رئيس لاتحاد كرة القدم، واللجنة الأولمبية الكويتية، عضو في مجلس الأمة، مؤسِّس جمعية حقوق الإنسان وأول رئيس لها، مؤسِّس ورئيس فخري للمنظمة العربية لحقوق الإنسان. اعتبر (رائدًا) في تجمعات المعارضة. تعرّض للاعتقال والسجن، توفي يوم الجمعة ١٠ شعبان، ٢٩

صدر فيه كتاب: جاسم عبدالعزيز القطامي: منظومة متكاملة من العطاء/ سهام الفريح، عبدالله غلوم الصالح(1).

(٣) شخصيات كويتية ص ١١٠، قاموس تراجم الشخصيات الكويتية ص ٥٥٠ موقع تاريخ الكويت ٢٠٠٨/٣/٣م. (٤) جريدة (١٢٠/٦/٣م، السياسة ١٠١٢/٢/١م، السياسة الكويتية خقوق الإنسان (إثر

جاسم بن محمد التميمي (١٣٦٦ - ١٩٤٧ه = ١٩٤٧ - ١٩٩٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

جاسم بن محمد الجاف (۱۳۲۳ - ۱۹۶۰ه = ۱۹۶۴ - ۱۹۸۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

جاسم محمد الحسيني (۱۳٤٦ - ۱۳۶۱ه = ۱۹۲۸ - ۲۰۱۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

جاسم بن محمد الشاعر (۱۳۲۲ - ۱۶۰۲ه = ۱۹۰۲ – ۱۹۸۲م) (تکملة معجم المؤلفين)

جاسم محمد الشمَّري ( ۰۰۰ - نحو ۲۰۰۶هـ - نحو ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

جاسم محمد طه (۱۳۳۱ - ۱۶۱۶ه = ۱۹۱۳ - ۱۹۹۳م)

بطل، عرف ب(عوسي الأعظمي). ولد في بغداد، من قبيلة العبيد، حصل على الشهادة الابتدائية، ابتكر لعبة التزحلق، وفاز على مصارعين في الهند وتركيا ولبنان وبلغاريا، وكان صاحب حركات خفيفة وسريعة، شارك في معظم مباريات السباحة، وحاز على بطولات عدة، ودرَّب الشباب عليها في نمر دجلة، واشترك في جمع نشاطات الحركة الكشفية بالعراق، كما نظم سباقات الدراجات الهوائية وكان من أبطالها. وعشق الدراجات الهوائية وكان من أبطالها لمصارعة والسفر، فالتقى بأبطال المصارعة في أنحاء العالم، واعتبر من أوائل الإعلاميين الرياضيين في العراق، على الرغم من أنه كان الياضيين في العراق، على الرغم من أنه كان الياضيين قي العراق، على الرغم من أنه كان اليال التعلم، وفي بداية البث التلفزيوني كان

يقدِّم برناجعاً اسمه الأبطال، ويطبع الدعوات الرياضية، ويوزع نشراتها على نفقته، وأصدر بحلة تختص بالرياضة وشؤونها في الستينات الميلادية أسماها مجلة (اللياقة البدنية). وقد لازم الدراجة الهوائية حتى دهسته سيارة وهو يقودها في ١١ ربيع الآخر، ٢٧ سبتمبر(١).

جاسم محمد الكلكاوي (١٣٤٦ - ١٤١٩ه؟ = ١٩٢٧ - ١٩٩٨م) ناشر، شاعر إمامي.



ولد في كربلاء. لم يكمل دراسته الإعدادية. تعلم الشعر وعُرف بصوته الجميل في مواكب العزاء المحلية. طبع الكثير من نتاج علماء كربلاء في مطبعته التي أسّسها عام مدر حريدة «المحتمع»، ونشر فيها العديد من مقالاته، أسّس مكتبة كبيرة، وسُحن بسبب مبادئه القومية.

وله كتب، مثل: البرامكة والعلويون: بحث تاريخي، ديوان ابن كمونة (لعله تحقيق)، ديوان شعراء كربلاء الشعبيين (ج١)، الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة: بحث وتعليق، العرب في الكتاب والسنة والتاريخ، فاجعة عزاء طويريج ١٣٨٦هـ (بالاشتراك)، المنظورات الحسينية/ ديوان لكاظم المنظور (جمع وتحقيق ٨ مج)، يوم الحسين الخالد: ديوان العباس أبي الطوس (تحقيق)".

(۱) الموسوعة الحرة ۲۰/۱۲/۱۲ م، ومماكتبه عباس البدري في صحيفة الاتحاد ۲۰۱۲/۳/٤ م، المدى ۱۲/۳/٤ م. (۲) اللخائر ع ۱۳ ص ۲۸۳۰ معجم مورخي الشيعة الم۱۶ (وفيه وفاته ۱٤۱۸)، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ۲۳۲/۱ موسوعة أعلام العراق ۲۳۲/۱، موسوعة أعلام العراق ۲۳۲/۲، موسوعة

# جاسم محمد المطوع (۱۳۲۷ - ۱۹۲۸ه = ۱۹۲۳ - ۲۰۰۰م)



من الكويت. حصل على إجازة في الأدب العربي من جامعة الإسكندرية. عمل في الحقل التربوي ثماني سنوات، ثم التحق بالعمل الصحفي. رئيس تحرير صحيفة «الوطن» الكويتية، عضو بحلس جمعية الصحافيين الكويتية، عضو بحلس إدارة وكالة الأنباء الكويتية. مات في ٢٨ ذي الحجة، الثاني من نيسان (أبريل).

وقفت على عناوين مؤلفات باسمه الثلاثي لا تدخل في تخصصه فلم أوردها خشية الالتباس (٢).

جاسم مزعل العبودي (۱۳۴٤ – ۱۶۰۹ه = ۱۹۲۰ – ۱۹۸۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

جاك إيف كوستو (۱۳۲۸ - ۱۶۱۸ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۹۷م) بخار عالمي مشهور.



ولد في قرية سانت أندريه دو كوبزاك (٢) النيصل ع ٢٨٤ ص ١٣٢، وهو غير «حاسم ممد بدر المطوع» الإعلامي.

على مقربة من مدينة بوردو الفرنسية. كان مغرماً بالبحر والسباحة منذ صغره، دخل الأكاديمية البحرية الفرنسية، وعمل في صفوف القوات البحرية، قام بمهمات استخبارية لصالح القوات الفرنسية في الحرب العالمية الثانية، وأنجز لباس الجنود المقاتلين في البحر وأعماقه، وقام بتصميم وتنفيذ أدوات للغطس مع مهندس سمّيت «الرجل السمكة»، حوّل كاسحة الألغام البريطانية (كاليبسو) إلى مختبر عائم مزوّد بأحدث التجهيزات، كما قام ببناء أول صحن للغوص في الأعماق، وهو المركبة التي قامت باكتشاف أشكال مختلفة من الحياة لم تكن تخطر ببال أحد، وهو الذي أنحز مع آخرين أول آلة تصوير تلفزية لتصوير أعماق البحار، نقب عن سفينة يونانية قديمة غارقة، وقامت سفينته بأول عملية استكشاف للنفط في البحار يقوم بما غواصون. قدّم سلسلة تلفزيونية شهيرة في مجال عمله، تنقل بسفينته بين الحيط المتجمد الشمالي والبحر الأحمر والأمازون وغيرها، وكان يحلم ببناء غواصة تشكل معجزة علمية إلا أنه فشل في ذلك، وقد فتح آفاقًا جديدة لعلم ناشئ يسمّى «علم أعماق البحار»، وعلى مدى عقود حاب فيها البحار والمحيطات اكتسب وعياً كبيراً بالتهديد الذي يتربص بالبشر فيما يتعلق بالبيئة البحرية والمائية في العالم، وتصدّى لمسألة إلغاء النفايات الإشعاعية في مياه المتوسط. أسَّس جمعية كوستو في أمريكا، ومؤسَّسة كوستو، وهدفتا إلى نشر الحقائق البيئية وتمويل رحلاته الاستكشافية المكلفة. وكان غطاساً، مكتشفاً، مخترعاً، رساماً، موسيقاراً، أديباً، مؤلفاً، رجل أعمال. انتخب عضواً في الأكاديمية الفرنسية، وفي أكاديمية المملكة المغربية، وشغل منصب مدير متحف علوم المحيطات في موناكو، وكان رأيه يؤخذ في الاعتبار لدى كبار الزعماء في العالم، وقد قام عدة مرات بتقديم

مداخلات في جلسات الأمم المتحدة. تمكن من جعل القارة المتجمدة الشمالية محمية طبيعية ضدًّ أي نوع من الاستغلال، وأعلن في قمة الأرض عام ١٤١٢هـ (١٩٩٢م) وثيقة شهيرة، هي عبارة عن شرعة حقوق أجيال المستقبل، التي حملت خمسة ملايين توقيع من أنحاء العالم. وكتب تقريراً عن الزيادة السكانية للبشر والتدابير التي يجب اتخاذها في سبيل توفير البيئة الصحية والمأكل والمشرب للجميع، وكان يؤمن بأن شيئاً لا يمكن أن يمنع تزايد البشر، وبأن الحلّ يكمن في التفكير في توفير الموارد الحياتية الكافية، بدلاً من الجدل العقيم حول تحديد النسل والندرة الاقتصادية وما إليها، وكان مستشاراً لشؤون التطور المستديم في الكواكب لدى البنك الدولي، إضافة إلى رئاسته محلس «حقوق أجيال المستقبل». مُنح عدة شهادات دكتوراه من جامعات أوروبية وأمريكية. وقد أسلم عن علم وإيمان وقناعة. أسلم عام ١٣٩٧هـ (١٩٧٧م) في أكاديمية العلوم بباريس أمام حشد كبير من علماء الأحياء وعلماء البحار، قال ما مختصره: لقد أسلمت لأبي جبتُ البحار والمحيطات، أستكشف هذا العالم الجهول العجيب، فوجدت آيات الله الباهرة فيه، لأنه أبدعه الخالق سبحانه، ثم وجدت في القرآن ما يؤكد هذه الآيات والمكتشفات التي لا يعلمها إلا الله، والتي كشف العلم الحديث عن بعضها الآن، فكيف لرجل مثل محمد أن يعرف تلك الآيات ويدوِّنُها في كتابه، إن كان قولكم في القرآن صحيحاً؟ قال: من تلك الحقائق العلمية التي جاء ذكرها في القرآن والتي أبحرتني: أنني اكتشفت وجود برزخ وحاجز بين البحرين حين يلتقيان في نقاط التماس، في كل بحار العالم ومحيطاته، وهو عبارة عن بحر ثالث يختلف عن البحرين الملتقيين، فمثلاً في مضيق جبل طارق ملتقي البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي، وفي مضيق

باب المندب ملتقى البحر الأحمر بالبحر العربي والمحيط الهندي، وجدت وشاهدت ذلك البرزخ والفاصل والحاجز بين البحرين، شاهدته بنفسى وصورته وتفحصته، وتحوَّلت في أطرافه وأعماقه، إنه بحر آخر متفرّد ومنفصل عن البحرين ببيئته وجوّه ومائه، وملوحته وأسماكه، وحيواناته ونباتاته البحرية، وحرارته وضغطه، وصفاته الفيزيائية والكيميائية، لا يشابه أياً من البحرين، وكان من المتوقع أن نجد اختلاط البحرين وامتزاجهما وتشابحهماء حسب نظرية الأوانى المستطرقة المعروفة، ولكننا وجدنا الحقيقة غير ذلك ... فمن علَّم محمدًا (صلى الله عليه وسلم) تلك الحقيقة العلمية الحديثة التي تعرُّفنا عليها واكتشفناها اليوم .. ؟ إنه الله.. الله سبحانه، لقد أرشدني أحد البحارة العرب من اليمن، وأنا أبحر في باب المندب إلى نص في القرآن يشير إلى تلك الحقائق العلمية المذهلة، ومنها الآيات التالية: ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يُلْنَهَيَانِ ۞ يَنْهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ 📆 ﴾ [سورة الرحمن، الآيتان ٢٠،١٩].

وقصة إسلامه مشهورة ومنتشرة وموثقة، ولكن البعض يقول إنها إشاعة؟

وقد تعرضت سفينته الشهيرة تلك للغرق في مرفأ سنغافورة، ومات هو بعد سنة، في ١٨ صفر، ٢٤ يونيو.

أودع معلوماته وملاحظاته أكثر من (٥٠) كتاباً، إضافة إلى موسوعتين، وعدد من الأفلام السينمائية، وأكثر من (١٠٠) فيلم وثائقي للتلفزيون...(١).

<sup>(</sup>۱) من موقع «متنديات الرمش» بتاريخ ۲۰/۱۱/۱۱هـ، وموقع ومتنديات شبوة نت ضمن متنديات مكتوب، وموقع مملكة الحرف (۲۳۲ ۱۹۳۹) دليل أكاديمية المملكة المغربية ص ۱۰۱۱مم إضافات، وهناك شكوك في إعلان إسلامه ومن المصادر التي أوردت اعتناقه الإسلام صحيفة أخبار العالم الإسلامي التابعة لرابطة العالم الإسلامي ع ۱۰۰۵

# جاك بيرك (١٣٢٨ - ١٤١٦ = ١٩١٠ - ١٩٩٥م) عميد المستشرقين الفرنسيين.



ولد في بلدة فرندة بولاية تيارت الجزائرية، وفيها تعلم، حيث كان والده يعمل في الإدارة الفرنسية. سافر إلى باريس لاستكمال دراسته ولكنه عاد إلى الجزائر لإتقان اللغة العربية، ثم عمل مراقباً مدنياً في المغرب من ١٩٣٤ وحتى ١٩٥٣م، وأضاف إلى معلوماته اللغوية والأدبية علوم الشريعة الإسلامية. وقد نال دكتوراه الدولة من جامعة السوربون. عيِّن خبيراً باليونسكو للشرق الأوسط. شغل كرسى التاريخ الاجتماعي للإسلام المعاصر في الكوليج دي فرانس طوال ربع قرن. وكانت له علاقات وطيدة مع المثقفين العرب في المغرب والمشرق، وكانت نشأته في الجزائر دافعاً لاهتمامه بقضايا العالم العربي والتفاعل معها.، واعتبر الاستشراق محاورة بين الغرب والعرب والإسلام، وأدخل مصطلحات جديدة في الثقافة العربية والإسلامية، مثل الثابت والمتحول، والإسلام المتوسطى، والأصالة والمعاصرة. ونقدَ الحداثة. مات في سان جولیان أن تورن (جنوب فرنسا) فی ۲۷ حزيران (يونيو).

ومماكتب فيه:

ترجمات القرآن إلى أين؟ وجهات لحاك بيرك/ زينب عبدالعزيز العمري، ١٠٤١هـ، ١٠٩ ص. (وهو رد عليه).

- حاك بارك شرق - غرب/ مصطفى

شریف، جان سور.

سوسيولوجية الدولة بالمغرب: إسهام
 جاك بيرك/ عادل المساتى.

وقدم محموعة من الدراسات الاستشراقية، وأصدر أهم إنتاجه، وهو ترجمة معانى القرآن الكريم (بالفرنسية). وكتب ، ٤ كتابًا، جميعها عن العرب والإسلام، عدا كتابين، وومؤلفاته بالعربية هي: العقود الرعوية في بني مسكين، العرب... تاريخ ومستقبل/ قدم له هاملتون جب؛ تعريب وتعليق خيرى حماد، العرب من الأمس إلى الغد/ نقله عن القرنسية على سعد، مصر: الإمبريالية والثورة: ثورة ١٩١٩م/ ترجمة يونس شاهين، الخطابي وجمهورية الريف (بالاشتراك مع آخرين)/ نقل إلى العربية بإشراف صالح بشير، دراسات في أدب عبدالسلام العجيلي (بالاشتراك مع آخرين)، المغرب بين حربين، أيُّ إسلام؟. وله أيضًا من الكتب: الشرق الثاني، المغرب من الداخل: من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر، ذكريات من الشاطئين، إعادة قراءة القرآن: مجموعة محاضرات ألقاها في معهد العالم العربي بباريس بمناسبة صدور ترجمته لمعانى القرآن الكريم، كتاب الضفتين، وآخرها: ويبقى هناك مستقبل (١).

# جاك جومييه (۱۳۳۳ – ۱۲۲۹هـ = ۱۹۱۶ – ۲۰۰۸م) مستشرق كاهن.

أحد مؤسّسي معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومينكان بالقاهرة. من تلامذة جورج قنواتي. متخصّص في الحضارة الإسلامية والدراسات القرآنية. وقد حصل على الدكتوراه من جامعة السوربون في موضوعين: المحمل والكسوة، وخطبة الجمعة. له بحوث في بحلة المعهد المذكور.

(۱) طبقات المستشرقين ص ۱۰،۱۰ الفيصل ع ۲۲۰ ص ۱۹۲۱ موقع بللة الهامل (۱۶۳۲هـ)، موقع مستر عراق

كتب تعليقات على (تفسير المنار)، ودراسة عن طنطاوي جوهري وتفسيره الجواهر، وله كتاب مرجعي في الغرب بعنوان: ما هو الإسلام؟، ثلاثية نجيب محفوظ، القرآن: نصوص مختارة لها صلة بالكتاب المقدّس، المسيح ابن مريم (مع مارتن سبانخ)(٢٠.

# جاك عبدالله حريكي (١٣٨٦ - ١٤٢٩هـ = ١٩٦٦ - ٢٠٠٨م) طبيب نفساني.

من لبنان. درس في فرنسا (١٦) عاماً، اهتم بالصحراء الإفريقية وأهلها من الطوارق، ونشر أكثر من كتاب عنهم، وله كتب بالفرنسية في الطبّ والتحليل النفسي، واعتمدت كتب له مراجع في جامعات كندا وغيرها. أحبّ فتاة (محامية) من بلدة بترومين في قضاء الكورة، فرفضت الزواج به، فقتلها مع أختها وأبيها في شهر آب، وانتحر هو بعد ارتكاب هذه الجريمة.

من عناوين كتبه: غيفارا والعرب، الطب الشعبي للطوارق، ونشر رواية لأبيه بعد وفاته (٢).

## **جاكلين بيرن** (۱۳۳۷ – ۱٤۱۰هـ؟ = ۱۹۱۸ – ۱۹۹۰م) آثارية مؤرخة.

ولدت في إحدى ضواحي باريس، حصلت على إجازة في الفلسفة من جامعة السوربون، وبسبب اهتمامها بتاريخ الجزيرة العربية ولاسيما جنوبها قرأت عن كل ما كتب عنها، ونالت إجازة من قسم الدراسات الشرقية في جامعة لوفان الفرنسية، وأصبحت مديرة بحث في المركز الفرنسي الوطني للبحث العلمي، وتفرّغت من قبل المركز للبحث

(٢) موقع معهد اللراسات الشرقية للآباء اللومينكان

(٣) حريدة الإنشاء اللبنانية ع ١٩٥٤، وموقع الخيام
 (٣).

الميداني في إثيوبيا وجنوب الجزيرة العربية، واستقرَّت في الهيئة العامة للآثار بعدن، وشكلت فريقًا علميًا للتنقيب عن آثار مدينة شبوة عاصمة مملكة حضرموت، وتوصل إلى نتائج مهمة.

. لهاكتاب مشهور ترجمه قدري قلعجي وصدر بعنوان: أكتشاف جزيرة العرب: خمسة قرون من المغامرة والعلم(١).



جأكلين حتوني شلهوب (0711 - 7731A = 00P1 - 71.74) (تكملة معجم المؤلفين)

# جاكلين خوري (3371 - ++31a = 0781 - +A814) صحفية ريادية.

من مدينة حيفا. جاءت إلى القاهرة وتخرجت في قسم الصحافة بالجامعة الأمريكية سنة ١٣٧٠هـ (٩٥٠م) والتحقت فور تخرُّجها بجريدة الأهرام، لتصبح محرّرة دبلوماسية، وأجرت عدة لقاءات مع شخصيات عالمية، وحصّلت الجنسية المصرية منذ ذلك الوقت. عيِّنت رئيسة للقسم الخارجي في الأهرام سنة ١٣٩٦ه. واعتبرت أول صحفية تقتحم ميدان العمل الصحفى في مصر خلال الأربعينات الميلادية، وغيرها من النساء كنَّ

(١) مما كتبه سعود عمشوش وظهر في موقع حوليات جزيرة العرب بتاريخ ٢٠١٢/١٢/١٤م. وتكتب نسبتها أيضًا:

كاتبات وأديبات، وماتت في أبريل. لها ديوان شعر مخطوط كتب مقدمته صلاح جاهين<sup>(۲)</sup>.

# جان أمين زلاقط $(1771 - 7771 \alpha = 7171 - 7771 \alpha)$ (تكملة معجم المؤلفين)

# جان أوبان (F371 - P.31& = V7P1 - PAP14)

من فرنسا. مدير الأبحاث في المعهد التطبيقي للدراسات العليا في القسم السادس للعلوم التاريخية، واللغوية، في باريس، وترأس كذلك إدارة الدراسات الإيرانية، وكان مولعاً بتاريخ منطقة الخليج العربي.

أصدر مقالات وبحوثا، وبحموعة الدراسات الإسلامية والشرقية العليا للتاريخ المقارن، وطبع له منها: مملكة هرمز(١).

جان إيمانويل دريش (7777 - 11162 = 0.07 - 18019)مستشرق جغرافي.



ولد في باريس. نزع إلى الشيوعية والماركسية، وتوجه إلى الجغرافيا في دراسته، وعضدها بالجيولوجيا، حل بالمغرب، واكتشف أشياء بجبل زرهون، وأنفق كل إجازاته في البحوث

(٢) الأهرام ع ٤١٨٨ (١٩/٥/١٩ هم)، حنث في مثل هذا اليوم ١٢٦/١.

الجغرافية بجبال الأطلس الكبير، وكتب دراسات عديدة حول تضاريسه وقممه، ونحوده وسهوله وأنهاره، وصممً لها خرائط. وفي ظروف الحرب العالمية الثانية عاد إلى فرنساء فحصل على الدكتوراه، ودرَّس هناك، وواصل علاقاته مع المغرب ومثقفيها.

كتب ما يربو عن (٣٥٠) مقالاً أو محاضرة أغلبها عن المغرب، من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه، وبعضها عن الجزائر وتونس وبعض أقطار إفريقيا. وكانت رسالته في الأطلس الكبير. وله أيضًا: جغرافيا المغرب(٤).

#### جان بيتون = رفعت على الجمَّال

# جان جروسجان (1771 - Y731& = Y181 - 7 . . 74)

شاعر كاتب مترجم.

ولد في باريس، ابتدأ عاملاً في إحدى المؤسّسات، بعد الثانوية درس اللاتينية واليونانية، أدَّى الخدمة العسكرية في لبنان، زار سورية وفلسطين ومصر والعراق، عمل قسًّا، كتب وترجم ونظم الشعر، وكان أحد الوجوه البارزة في دار نشر (جاليمار) الفرنسية. مات في ربيع الأول، أبريل. ترجم التوراة، والقرآن الكريم(٥).

جان جوزیف عزیز = جان یوسف عزیز

جان بن خليل عنحوري (YYY1 - V+31& = Y111 - YA119) (تكملة معجم المؤلفين)

جان دمُّو (1771 - 2721a = 7271 - 7 + 74) (تكملة معجم المؤلفين)

> (٤) معلمة المغرب ١٢/٣٠٤. (٥) الأهرام ع ٩٩٥٦٤ (١٦/٦/٧٢٤١ه).

(٣) ومنه ترجمته.

# جان فيليب لوير (١٣١٩ - ١٤٢٢ = ١٩٠١ - ٢٠٠١م) عميد علماء المصريات (الآثار الفرعونية) في العالم.



ولد في باريس. بدأ عام ١٩٢٦ البحث في الآثار المصرية، وكان آخر علماء الآثار الأجانب الأحياء الذين عملوا في هذا الحقل على غرار مؤسسه أوغوست ماريات وغيرها، وقد كرّس حياته بكاملها لإعادة تأهيل هرم سقارة بالقرب من القاهرة، ومنذ تلك المرحلة، عمل دومًا في سقارة، وعاش مدة طويلة مع عائلته في منزل صغير شمال الصحراء. مات في باريس يوم ٢١ صفر،

## جان كوبر (١٣٩٤ - ١٤١٨ه = ١٩٧٤ - ١٩٩٨م) ستشرق.

من بريطانيا. درس في جامعة أكسفورد والمراكز الإسلامية للتعليم في قم بإيران، وأمضى ست سنوات يدرس الفلسفة الإسلامية والعقيدة والفقه، تمكن من اللغتين العربية والفارسية، حاضر في الدراسات الفرقية في جامعة كامبردج، وفي معهد الدراسات الإسماعيلية بلندن.

له العديد من الترجمات لنصوص قديمة وحديثة، منها: الأصول من الكافي للكليني،

(١) الشرق الأوسط ع ٨٠٠١ (٨٢/٢/٢٤ ١هـ). وصورته من موقع الدي في دي العربي.

وكتاب التفسير للطبري، الذي بات عنوانه بعد الترجمة: شروح وتعليقات حول القرآن الكريم مج ١). نقح كتاب أهمية المخطوطات الإسلامية، وشارك في تنقيح كتاب الإسلام والحداثة، وقد ظهرت ترجمات ودراسات مقتضبة أجراها حول المذهب الشيعي في عدد من الكتب(٢).

جان ماري دوشمان = عبدالمجيد جان

# جان محمد عبدالجليل (۱۳۲۰ – ۱۳۹۹ه = ۱۹۰۲ – ۱۹۷۹م)

راهب مرتد عن الإسلام. ولد في قاس من أسرة مسلمة موسرة منحدرة من الأندلس، ورافق والديه في ريعان الشباب لأداء فريضة الحج. تلقّى تعليمه في القرويين، ثم التحق بثانوية كورو بالرباط لينال منها الشهادة الثانوية، وأقام مدة دراسته هناك عدرسة شارل فوكو الفرانسيسكانية، التي كانت تؤوي عدداً من الطلبة الوافدين من جهات مختلفة من المغرب. ومُنح من قبل المارشال ليوطي منحة ليدرس في باريس، وهناك استهوته دراسة علوم الدين والفلسفة، فتردّد على المعهد الكاثوليكي، وفي العاصمة تأثر بالمستشرق لوى ماسينيون، وموريس بلونديل. وفي سنة ١٩٢٨م تمكن الفرانسيسكان من استمالته وارتداده عن الإسلام واعتناق النصرانية، وأصبح يعرف من بعد بـ «جان محمد عبدالحليل» بإضافة اسم «جان» إلى اسمه. ولم تمض سنوات معدودة حتى انخرط في السلطة الكنسية وأصبح أحد رهبانها. وقد خلَّف تنصُّره صدمة نفسية وتذمراً عميقاً لدى المسلمين المغاربة، وخاصة في مسقط رأسه، ولدى أسرته المعروفة بتمسكها بالدين الإسلامي،

 (٢) المناهج والأعراف العقلانية في الإسلام/ تحرير فرهاد دفتري، ص ١٢.

ثم درّس بالمعهد الكاثوليكي الفكر الإسلامي واللغة العربية وآدابها، وسمي «الأب»، وأتقن لغات، وفي مرض له عاد إلى وطنه، ونشرت صحف مغربية أنه أسلم دون أن يصح ذلك، وعاد إلى فرنسا التي رفض أن يحمل جنسيتها، وكانت البابوية تستشيره في كلّ ما يتعلق بالإسلام.

وخلف كتابات عديدة تنمُّ عن معرفة عميقة بالفكر الديني الإسلامي والمسيحي، وتحدث في بعضها عن مساره الروحي، ودعا إلى تآلف الديانات السماوية وتعاضدها.

ومن عناوين مؤلفاته: نحن والإسلام! (٣).

جان موریس فییه (۱۳۳۶ – ۱۹۱۵هـ = ۱۹۱۵ – ۱۹۹۹م) مستشرق فرنسي (أب).



من طائفة الآباء الدومنيكان النصرانية. بدأت رحلته مع الاستشراق حين أرسل عام ١٩٣٦ م للعمل كاهنا بالعراق، فبقي فيها (٣٤) عامًا، وأبعد منها سنة ١٩٧٣ م ربما لنشاطه الزائد، فرحل إلى مصر، ومنها إلى لبنان، حيث استقر في بيروت نمائياً عام. وقد حصل على درجة الدكتوراه في الآداب من جامعة ديجون، عضو اللجنة البابوية للعلوم التاريخية. وكان من أنصار الحوار الإسلامي – النصراني.

(٣) معلمة طغرب ١٧/ ٥٨٨٧ ، الاتجاهات العلمانية ص
 ١٧٧.

أسهم بمؤلفاته في البحوث النصرانية والإسلامية، ومما تُرجم له إلى العربية: أحوال النصارى في خلافة بني العباس، الكنيسة السريانية الشرقية، القديسون السريان").

جان یوسف عزیز (۱۳۳۱ - ۱۹۱۰ه = ۱۹۱۷ - ۱۹۸۹م) حقوقی سیاسی وزیر.



من مدينة جَزِّين بلبنان، نال إجازة في الحقوق من الجامعة اليسوعية، قاض ونائب ماروني، وزير العمل، وزير التربية الوطنية والأنباء. طُرح اسمه مراراً لرئاسة لبنان، ومات عزباً بعد أمراض لازمته.

صدر له بعد وفاته: جان عزيز الإنسان والديوان/ حققه وقدم له معين رحّال. ويعني ديوانه أزاهير الليل (المحموعة الشعرية الكاملة)(۲).

جانیت بازو (۲۰۰۰ - ۱٤۳۰ ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۹م) (تکملة معجم المؤلفین)

جانیت عبدالأحد القصیر (۱۳۵۱ - ۱۹۳۲ هـ ۱۹۳۲ - ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۱) الفيصل ع ٣٣٢ ص ١٢٥٠ النهار ع ٢٢٧٠١ (٣٢٠٠٦/٣٧)..

(٢) وترجمته منه، ومن قرى ومدن لبنان ١٤٠/٤.

جانیت فرج (۱۳۵۱ - ۱۳۴۱ه = ۱۹۳۷ - ۲۰۱۳م) معدة برامج تلفزیونیة.

من مصر. التحقت بالتلفزيون منذ السبعينات الميلادية، عملت معدَّة برامج وكاتبة سيناريو، ومديرة لإدارة الشباب بالقناة الثانية، ومديرة عامة للبرامج الثقافية، ثم رئيسة للإدارة المركزية للمكتبات، صاحبة أشهر برنامج تلفزيوني سياحي، هو (خمسة سياحة) الذي عُرض على مدى أكثر من أسهر براجها أيضًا: مرحبا، الفرسان الثلاثة، القاهرة في أيضًا: مرحبا، الفرسان الثلاثة، القاهرة في أيضًا: مرحبا، الفرسان الثلاثة، القاهرة في خاطري، وكانت عضوًا في جمعية أصدقاء الشاشة الصغيرة. توفيت يوم ١٥ رجب، الشاشة الصغيرة. توفيت يوم ١٥ رجب،

جبّار بن حسين العلوان (١٣٦٠ - ١٤٠٩هـ = ١٩٤٠ - ١٩٨٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

جبّار صبري العطية (۱۳۵۷ - ۱۹۳۸ = ۱۹۳۸ - ۲۰۰۰م) مسرحي شيوعي.



من البصرة. حصل على إجازة في التجارة، اعتقل وعدِّب الشيوعي، اعتقل وعدِّب الشيوعي، ونقل من التعليم إلى وظيفة عادية، وكان أستاذ مادة التمثيل في معهد الفنون الجميلة

(٣) الأهرام ع ١٩٢٦ (١٦/٧/١٦١ه).

بالبصرة. مثّل في مسرحيات عديدة، منها مسرحية أهل الكهف لتوفيق الحكيم. أسَّس فرقة مسرحية خاصة به، أخرج مسرحيات كثير منها من تأليفه، وفي سنة ١٣٨١ه أعد وأخرج أول مسرحية للأطفال في البصرة. شارك في جميع المهرجانات المسرحية التي أقيمت في العراق منذ سنة ١٣٩٠ه، وحصًّل جوائز، وكان عضواً في العديد من لخان التحكيم المسرحية. وأوصى في ليلة وفاته بأن: » يُصنع تابوته من أخشاب المسرح، و كفنه من ستارته، و يُخصص له مقعد خاص به في كل عرض مسرحي يقدم بالمدينة »! وقد توفي ليلة الثلاثاء ١١ شوال، بالمدينة القد الشين الثاني.

أعد وأخرج أكثر من (٧٠) عملاً مسرحياً، إضافة إلى نصوص درامية تلفزيونية، كما نشر بحوثاً ودراسات في الدوريات المحلية والعربية حول المسرح العراقي ومسرح الطفل خاصة. وبعد دخول القوات الأمريكية العراق واحتلالها كتب حلقات متسلسلة في صحيفة «الحقيقة» الشيوعية تناول فيها السيرة النضائية للشيوعيين في البصرة، وكتب في جريدة «المنارة» أيضاً...

ومن عناوين كتبه: تحت المطر (ثلاث مسرحيات). وكان قد جهز بمحموعة نصوص سبق تمثيلها لطبعها في دمشق بعنوان: «الحصان». وله مذكرات بقلمه لم تنشر في أثناء حياته(1).

جيّار اللامي = عبدالجيّار محسن اللامي

جبر جمعة صالح الدوسري (١٣٥٧ - ١٤٢٩ه = ١٩٣٨ - ٢٠٠٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

 (٤) الحوار المتمدن ع ۱۷۹۳ (۲۰۰۷/۱/۱۲م) (من موقعها)، الصباح (العراق) ۱/۱/۱۲م.

# جبرا إبراهيم جبرا (١٣٣٩ - ١٤١٥ = ١٩٢٠ - ١٩٩٤م) روائي مترجم.



ولد في بيت لحم ، تخرَّج في الكلية الوطنية بالقدس، ونشر نتاجه في مجلات نوعية، منها الرسالة، والهلال بمصر، ثم حصل على الماجستير في النقد الأدبي من جامعة كامبردج بيريطانيا، درَّس في الكلية الرشيدية بالقدس، وتوجَّه إلى العراق لتدريس الأدب الإنجليزي في دار المعلمين، وفي كلية الآداب بجامعة بغداد، كما عمل أستاذًا زائراً بجامعة

كاليفورنيا، وترأس مكتب الإعلام والنشر والترجمة في شركة النفط العراقية، وكان خبيرًا في وزارة الإعلام هناك، ورئيس رابطة نقاد الفنّ فيها، وتجنّس بالجنسية العراقية، وكان له تأثير كبير في الحياة الثقافية بالعراق. ثم تفرّغ لكتابة الأدب والترجمة. وكتب فصولاً من سيرته الذاتية وتحربته في الأدب. منحته مؤسّسة الكويت للتقدم العلمي حائزة الكويت، كما حصل على جائزة روما للثقافة من منتدى الآداب العالمية. توفي يوم الاثنين من منتدى الآداب العالمية. توفي يوم الاثنين من وعا صدر فيه من كتب:

راقلق وتمجيد الحياة: كتاب تكريم جبرا إبراهيم جبرا/ عبدالرحمن منيف وآخرون. مضمرات النص والخطاب: دراسة في عالم جبرا إبراهيم جبرا الروائي/ سليمان حسين. حبرا إبراهيم جبرا ناقداً أدبياً/ مهدي جبر دركتوراه جامعة

- يترندا الراف

البصرة).
السيرة الذاتية عند جيرا إبراهيم جيرا/ خليل شكري هايش (ماجستير من جامعة الموصل).

جامعة الموصل).
ومن أعماله الكتابية
ترجمة وتأليفاً: الملك
الشمس (مسرحية)،
البئر الأولى:
فصول من سيرة
ذاتية، الليلة الثانية
عشرة أو ما تشاء/
شكسبير (ترجمة)،
عالم بلا خرائط
عبدالرحمن منيف)،
وليم فوكنر (ترجمة)،
الأسطورة والرمز:

لخمسة عشر ناقداً، شكسبير والإنسان المستوحد: دراسة في الاغتراب/ جانيت ديلون (ترجمة)، آفاق الفن/ ألكسندر أليوت (ترجمة)، الصخب والعنف/ فوكنر (ترجمة)، المآسي الكبرى: هاملت – عطيل – الملك لير – مكبث/ شكسبير (ترجمة)، معايشة النمرة وأوراق أخرى، النار والجوهر: دراسات في الشعر. وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

# جبران جریج (۱۹۱۰ - ۱۹۱۱ = ۰۰۰ – ۱۹۹۱م) (تکملة معجم المؤلفين)

جبران طانیوس حایك (۱۳٤٦ - ۱۹۱۷هـ = ۱۹۲۷ - ۱۹۹۲م) محرر صحفي ناشر.



جبران حايك رأس تحرير جريدة (البناء)

من بيروت. امتهن الصحافة في جريدة النهار، رئيس تحرير جريدة «البناء» الناطقة باسم الحزب السوري القومي الاجتماعي، أسهم في تأسيس جريدة «الحريدة»، رئيس تحرير جريدة «الناس»، امتلك جريدة «لسان الحال»، مدير عام دار النهار للنشر، مارس

(۱) المنهل ع ۲۰ (رحب – شعبان ۱۱۵ هـ) ص ۱۷۱، من أعلام الفكر العربي والعلمي في القرن العشرين ص ۱۲، وقاق المقافة والتورث ع ۸ ص ۱۱۰ دليل الإعلام والأعلام ص ۱۱۶، دليل الإعلام والأعلام ص ۱۱۶، أعلام الأدب العربي المعاصر ۱۲۱، معجم الرواتين العرب الأدب الفلسطيني المعاصر ۱۲۱، معجم الرواتين العرب ابدامة الأردنية ع ۲۰ (الجوة الأول ص ۱۲ – ۹۱) والعدد الذي يليه ص ۱۱۲ – ۱۰، أمراء الشعر العربي ص ۱۱۷، موسوعة أعلام العراق ۱/ ٤، موسوعة أعلام العراق ا/ ٤، موسوعة أعلام العراق ا/ ٤، وخطه رسالة منه إلى توفيق صايغ، من كتاب توفيق صايغ/ محمود شريح.

ي نومت - ا

باعد السكوت الموليت ?

جبرا (خطه)

نشاطاً كبيراً في مؤسّسة سيروك للدراسات والأبحاث الخاصة بالمشرق المسيحي<sup>(١)</sup>.

جبران غسان توپني ۱۳۷۷ - ۲۲، ۵۱ - ۱۳۷۷

جبران غسان تویني (۱۳۷۷ - ۱۹۲۱ه = ۱۹۵۷ - ۲۰۰۵م) صحفی وناشط سیاسی.



من بيروت. أجيز في إدارة الأعمال، درس العلاقات الدولية والصحافة في باريس، رئيس تحرير جريدة «النهار» و «النهار العربي والدولي»، نقيب الصحافة الأسبوعية في باريس، أمين عام «الجبهة اللبنانية الجديدة»، مؤسّس «حركة دعم الحرية»، نائب برلماني صاحب نشاطات إعلامية وثقافية وسياسية، عضو جمعيات ومؤسسات. ذكر في آخر مقال له أن النظام السوري مسؤول عن مقال له أن النظام السوري مسؤول عن المقابر الجماعية المكتشفة في منطقة عنجر. وتُتل في انفجار ببيروت يوم الإثنين ١٠ ذي القعدة، ١٢ كانون الأول (ديسمبر).



جبران تويني رأس تحرير جريدة (النهار)

جُمعت مقالات له وصدرت في كتاب بعنوان: بالحبر والدم: استقلاليات(١٦).

(۱) قرى ومدن لبنان ۲/۵/۳.

(۲) الأهرام ع ۴۳٤۷۱ (۲۱/۱۱)۱ (۲۳۲۱هـ)، قرى ومدن لبنان ۲۱۰/۳ وهو ابن الشاعرة ناديا توپيي.

جبران کوریة (۱۳۴۸ - ۱۲۲۹ه = ۱۹۲۹ - ۲۰۰۸م) إعلامی.



ولد في دمشق من عائلة سريانية نزحت من تركيا. عمل في الإعلام، ورأس تحرير صحف: العَلَم، والحضارة، والرأي العام. سافر إلى ألمانيا ورأس القسم العربي في إذاعة دويتشه فيله (١٢) عامًا، عاد فشارك في تأسيس صحيفة تشرين، وعمل فيها مديراً للتحرير. ثم اختاره الرئيس حافظ الأسد ليكون مدير المكتب الصحفي في القصر الرئاسي، وكان الناطق الرسمي للقصر. توفي يوم ٢٥ ذي القعدة، ٣٣ تشرين التاني (١٠).



جبران كورية رأس تحرير جريدة (العلم)

جبران بن محمد قحل (۱۳۵۹ - ۱۹۱۵ه = ۱۹۶۰ - ۱۹۹۹م) (تکملة معجم المؤلفين)

جبرائيل روفائيل جرمانوس (١٣٣٥ – ١٤١٩هـ؟ = ١٩١٦ – ١٩٩٨م) محام حزيي.

من «بحدل العاقورة» في قضاء حبيل بلبنان.

جبرائیل سلیمان جبور (۱۳۱۸ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۰۰ - ۱۹۹۱م) کاتب وباحث محقق.

نائب، عمل في المحاماة وحير السياسة،

رئيس حزب الكتلة الوطنية(1).



ولد في ناحية القريتين الواقعة بين دمشق وحمص. نال شهادة أستاذ في العلوم من الجامعة الأمريكية، وماجستير آداب من جامعة برنستون، ودكتوراه في التاريخ الشرقى من جامعة برلنتون بالولايات المتحدة، بإشراف فليب حتى، وكان موضوع أطروحته «ابن الجوزي: حياته ومؤلفاته وتحقيق مخطوطة كتابه فضائل القدس»، كما نال شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة برنستون بأمريكا، وعمل أستاذاً في قسم اللغة العربية واللغات الشرقية بالجامعة الأمريكية في بيروت، وشغل مراكز أكاديمية منها: كرسى ماغريت يرهوز رجويت للغة العربية في الجامعة الأمريكية ببيروت. وقد أحب الصحافة، فأثناء وجوده في حمص راسل جريدة (الأحرار) البيروتية، وغطى أخبار الثورة السورية الكبرى التي نشبت في منطقة حمص والقلمون تحت توقيع (فتي البادية؟). وحرر أول عدد كُتب بخط اليد من مجلة «العروة الوثقى» التي أصدرتما جمعية العروة الوثقى في بيروت. وانشغل طوال حياته بتدريس الشعر الجاهلي والأموي والعباسي والأندلسي والشعر (٤) قرى ومدن لبنان ٢٩١/٩، معجم أسماء الأسر ص

 <sup>(</sup>٣) جريدة شرفات (من موقع لها ) في شهر ذي القعدة ١٤٢٩هـ، موقع القلم ١١/٢٩هـ، ٢٥، الموسوعة الحرة ١٣/٧/٢١م.

العربي الحديث. وتولى الإشراف على رسائل وأطروحات قدِّمت لنيل الشهادات العليا في دائرة اللغة العربية بالجامعة الأمريكية بين (١٩٥٠ - ١٩٧٠م). ومنذ عام ١٩٧٥م بادر الإشراف على أطروحات الدكتوراه في جامعة القديس يوسف للآباء اليسوعيين في بيروت، وتلقى في تلك المدة دعوات الإلقاء محاضرات ممثلاً الجامعة الأمريكية في العراق ومصر والسعودية ولبنان وفلسطين والأردن وسورية والسودان والكويت وقطر، وقام كذلك بزيارة العديد من الجامعات الأوروبية والأمريكية. مات يوم السبت ١١ أيار

قدم دراسات عن معظم أعمال مصطفى لطفى المنفلوطي القصصية والروائية، المؤلفة والمترجمة. ونشر مقالات ودراسات عديدة في دوريات لبنانية ومصرية.

مؤلفاته المطبوعة: الحياة العربية في المئة سنة الأولى على وفاة النبي العربي، ابن عبدربه وعقده (أصله رسالة ماجستير من الجامعة)، عمر بن أبي ربيعة: عصره وحياته وشعره (٣ ج)، من تراثنا الأدبي: قول وحبر، أوراق من رياض الأدب والتاريخ، الملوك الشعراء، كيف أفهم النقد: نقد ورد،، البدو والبادية، العاشرة/ تأليف بحم الدين الغزي (تحقيق، الحوزي (تحقيق)<sup>(۱)</sup>.

من أيام العمر، الكواكب السائرة بأعيان المئة ٣ مج: ١٠٥٦ ص)، فضائل القدس لابن

جبرائيل وديع سعادة (1341 - 11314 = 7781 - 78819) باحث آثار، إداري رحالة موسيقي.

من اللاذقية بسورية. درس الحقوق في المعهد الفرنسي ببيروت، من مؤسّسي الكلية الأرثوذكسية في اللاذقية، رئيس فرع اتحاد الكُتاب العرب بها، أسس رابطة أصدقاء أوغاريت، رئيس نادى اللاذقية الرياضي، رئيس خريجي المعاهد العالية، رئيس جمعية العاديات الأثرية في اللاذقية، وقنصل فخري لليونان بها. قضى حياته في خدمة علم الآثار والعاديات، منها آثار مدينة أوغاريت وتفسير أبجديتها. زار كثيراً من أقطار أوروبا. عضو عدة لجان. نشر مقالات وبحوثاً في بحلات عربية وعالمية، وألقى محاضرات في دول أجنبية، مع أحاديث إذاعية، توفي يوم ۱۱ محرم، ۱۷ أيار (مايو).

من كتبه: أوغاريت: آثار رأس الشمرة، محافظة اللاذقية، تاريخ اللاذقية. عندما تغنى اللاذقية، معلومات موجزة عن رأس الشمرة، دليل المتحف الوطني بدمشق (ترجمه إلى الفرنسية)، الأبتر (قصة لممدوح عدوان نقلها إلى الفرنسية)، أبحاث تاريخية وأثرية، وراء القضبان (قصص)، رسالة مفتوحة إلى فرانسوا مورياك (حول القدس). وله مسرحيات<sup>(۲)</sup>.

# جبرة سليمان عبدالسيد (7771 - A + 2 1 a = 2 + 1 - AAP 19) كيميائي نشيط.

(۲) الضاد رأيار ۱۹۹۷م) ص ٤٨، و (تشرين الأول ١٩٩٧م) ص ٥٥، و(حزيران ١٩٩٨م) ص ٤٦، معجم المُولِفِين السوريين ص ٢٤٤، الفيصل ع ٢٤٨ ص ١١٧، دليل الإعلام والأعلام ص ٤٦٦، أعضاء اتحاد الكَّتاب العرب ص ٣٥٣، الوسط ع ٢٧٩، أعلام مبلعون ص ١٨٥، موسوعة أعلام سورية ٢/١٦٠.

من إسنا بمحافظة قنا في مصر. نال شهادة دكتوراه الفلسفة في العلوم من جامعة ليفربول بإنجلترا. عمل أستاذاً في جامعات القاهرة والإسكندرية. عضو في عدة جمعيات كيميائية. حضر العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية في محال الكيمياء.

له أربعون بحثاً علمياً منشوراً في محلات متخصصة بمصر والخارج(٢).

#### جبريل عبدالكريم باري ( . . . - YY 2 / A = . . . - [ . . Yq)

قائد عسكرى حزبي. عُرف بىجبريل تيك» من السودان. مؤسّس «الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية» وقائدها الميداني بدارفور، التي سرعان ما تلاشت. قُتل في اشتباكات مع قوات تابعة لحركة العدل والمساواة بمنطقة أبو سروج في أواخر شهر صفر، آذار<sup>(1)</sup>.

جبور أسعد عبدالنور (1914 - 11314 = 7181 - 19814) باحث في محال الدراسات الأكادعية الأدبية وإعداد المعاجم اللغوية.



ولد في بلدة «بحمدون» بلبنان، حصل على درجة الدكتوراه في الأدب من جامعة السوريون الفرنسية، وتقلب في وظائف هيئة

> (٣) أعلام مصر في القرن العشرين ١٥٦. (٤) الأمرام ع ٢٢٥٦٢ (١٤/٢/٢٤١هـ).

التدريس بالجامعة اللبنانية حتى وصل إلى عمادة كلية التربية، مدير الدروس العربية في الكلية العلمانية الفرنسية، وعدَّ أحد أهم الموسوعيين.

من أبرز مؤلفاته: المنهل: قاموس عربي -فرنسي (مع سهيل إدريس)، الجواري، التصوف عند العرب، الشعر العامي في لبنان، المعجم الأدبي، إخوان الصفاء نظرات في فلسفة العرب، معجم عبدالنور: عربي -فرنسي، وكان مقرراً أن يصدر له قاموس عربي جديد (١).

#### جحا = موسى قسم السيدكزام

جدعان سلمان النجاد (۱۳۵۱ - ۱۲۲۵ه = ۱۹۳۷ - ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

جرجس رفلة بشاي (۱۳۶۳ - ۱۹۲۱ه = ۱۹۲۴ - ۱۹۹۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

جرجس سليمان ميخائيل (١٣٣٠ - ١٤١٥ه = ١٩١١ - ١٩٩٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

جرجس شحور (۱۳۵۹ – ۱۶۲۷ ه ؟ = ۱۹۲۰ - ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

جرجس عبدالكريم شِلْخُت (١٣٣٩ - ١٤١٧ه = ١٩٢٠ - ١٩٩١م) مطران.

(۱) الفيصل ع ۱۷۳ (ذو القعلة ۱۹۱۱ه) ص ۱۹، قرى ومدن لبنان ۱۹۲/۱، وإضافات، وصورته من موقع مجلة العربي.



ولد في حلب، رُسم كاهناً في دير الشرفة، ومطراناً على أبرشية دمشق السريانية الكاثوليكية، خدم رعية مار أفرام في حي السريان القديم مدة ٣٣ سنة، وأشرف على بناء الكنيسة والمدرسة، وأسس النادي الأفرامي لخدمة أبناء الحي.

صدر فيه كتاب: المطران جرجس عبد الكريم شلحت في الذكرى العاشرة لوفاته: بعض رسائله وتأملاته في روحانية العمل.

وبلغ عدد الكتب التي ألفها نحو (٣٤) كتاباً، عدا مقالات وأحاديث دينية. ومما طبع له: أمثال حلب (٢ج)، هنهونات حلب، دليلي في الإملاء، دليل الزواج.

ومن المخطوطة: المسيحية والرأسمالية، المسيحية وحقوق العمل، من التراث السرياني، الموسيقى السريانية. وله كتب أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٣).

جرجیس فتح الله (۱۳۳۹ – ۱۶۲۷ هـ = ۱۹۲۰ – ۲۰۰۲م) کاتب مؤرِّخ، مترجم محام.



ولد في الموصل. نال شهادة الحقوق من (٢) معة أواتل من حلب ٤٩٨/١.

بغداد، وأخذ عن قساوسة ورهبان، وطالع في الثقافة العربية والكردية، وعمل محاميًا، وكتب في الصحافة، ورأس تحرير جريدة الحقيقة - راستي، وجريدة الروافد. درّس في مدارس الكنيسة الكاثوليكية الكلدانية بالموصل، ودخل المعترك السياسي، وكان عضواً في حزب الشعب، وانتمى إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، وكان يعتبر الآشوريين أكراداً، وهو مسيحي الديانة من جذور آشورية، سجن وعذَّب بعد انقلاب شباط (۱۹۲۳م). ذُكر أن حياته كانت متناقضة. أفنى عمره متنقلاً بين الصحافة والتأليف والترجمة ونشاطات توزعت بين المنظمات الدولية، وكان مناصراً للقضية الكردية، يساري النزعة، مات لاجئاً يوم الأحد ٢٨ جمادي الآخرة، ٢٣ تموز (يوليو) في أربيل.



جرجيس فتح الله رأس تحرير جريدة الحقيقة (راستي)

ذكر لنفسه في آخر ترجمته لكتاب «آخر يوم لحكوم بالموت»: (۱۳) تأليفاً و(۲۷) ترجمة، بينها (٥) مخطوطة. ومما وقفت على عناوين منها: أخت هيروشيما، حياة مهرّج، رسائل من مجهولة، قصة المحلقين: دراسة قانونية تاريخية أدبية، معاني أسماء الأصوات في كتاب الأغاني للأصبهاني مع نبذة من تاريخ اهتمام المستشرقين بالموسيقى العربية، أضواء على القضية الآشورية: مذابح آب أضواء على القضية الآشورية: مذابح آب أضواء ملى يقظة الكرد: تاريخ سياسي

ومما ترجمه إلى العربية: آخر يوم لحكوم بالموت/ فكتور هوجو، أندروكلس والأسد/ برناردشو، الأصول التاريخية لحركة العمال العالمية/ أي. دبليو. كامل، تراث الإسلام/

لجماعة من المستشرقين (حـ١ – ٢)، جمهورية مهاباد ١٩٤٦م/ وليام ايفلتن الابن، رحلة إلى رجال شجعان في كردستان/ دانا آدمز شملت، حياتي: قصة فتى ريفي/ أنطون تشيخوف. وسائر مؤلفاته وترجماته في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

جرجس فنیانوس (۱۳۶۳ - ۲، ۱۹ ه = ۱۹۲۶ - ۱۹۸۲م) حقوقی، رجل دولة.

أسرته من جونية شمالي بيروت، وولد هو في مكسيكو، عمل في السفارة الفرنسية بالبرازيل، رئيس شورى دولة لبنان لمدة (٤٢) سنة، أصدر المحلة الإدارية عام ١٣٧٧هـ (٢٥).

جرجس لبكي (۱۳۲۷ - ۱۶۱۳ه = ۱۹۰۹ - ۱۹۹۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

جرجس مطيع جبور (۱۳۲۰ - ۱۴۲۹ه = ۱۹۶۱ - ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

جرجي إبراهيم نصر (١٣٣٣ - ١٤٠٩هـ = ١٩١٤ - ١٩٨٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

جرمان عیّاش (۱۳۳۶ - ۱۶۱۱ه = ۱۹۱۵ ~ ۱۹۹۰م) مؤرّخ یهودی شیوعی.

(۱) معجم المولفين العراقيين ۱/۲۶۰ معجم المولفين والكُتاب العراقيين ۲۲/۲۶ الموسوعة الكرى المشاهير الكرد ۲/۲۸۲۱ موسوعة أعلام الموصل، موقع شبكة زهريزا الإخبارية (عرم ۲۶۲۹م) وموقع تلازقيبا تللسقف (بالتاريخ السابق)، وما كتبه زهير كاظم عبود وظهر في موقع النور ۲/۸/۱ ۲۰۰۸.



ولد في مدينة بركان القريبة من وجدة بالمغرب من أسرة يهودية، وكان والده يتردَّد على الجزائر المحتلة بقصد التجارة، فنال الجنسية الفرنسية، وانتقلت الأسرة إلى جرمان، نال شهادة التبريز في الآداب الكلاسيكية من فرنسا، وتشبّع هناك بأفكار ماركس، عاد ليدرِّس في الدار البيضاء، وقضى ست سنوات في الجيش أثناء الحرب العالمية الثانية، وأبعدته سلطات الاحتلال فرحل إلى فرنسا ودرَّس في تولوز، ثم باريس في ثانوية كوندورسي، عاد ليلتحق بسلك التدريس في جامعة محمد الخامس، وعند تأسيس الحزب الشيوعي بالمغرب انضم إليه، بعد أن كان في الحزب الشيوعي الفرنسي، وأرَّخ لأحداث المغرب تحت إشراف المركز الوطني للبحث العالمي بباريس، ثم في كلية الآداب بالرباط، وأسندت إليه إدارة تحرير مجلة هيريس -تمودا وأشرف عليها حتى وفاته (١٩٦٠ -١٩٩٠م) - وورد اسم الجلة في مصدر: اسيرس – ومات في فرنسا.

عقدت الجمعية المغربية للبحث التاريخي التابعة لجامعة محمد الخامس ندوة عنه وأصدرت بحوثاً في نحو (٥٠٠ ص) بعنوان: دراسات تاريخية مهداة للفقيد حرمان عياش، من كتبه: أصول حرب الريف (ترجمة محمد الأمين البزاز وعبدالعزيز خلوق)، دراسات في تاريخ المغرب، كتاب حول حذور حرب الريف(٣).

(٣) من كتابه «دراسات في تاريخ المغرب»، معلمة المغرب ٢٠٥٦/١٨.

جرمانوس عبده لطفي (۱۳۳۳ – ۱۹۱۸ه = ۱۹۱۶ – ۱۹۹۷م) مطران کاتب.

من بيروت. درس في مطرانية الروم الأرثوذكس، وفي كلية اللاهوت بجامعة أثينا في اليونان. عين كاهناً لكنيسة الروم الأرثوذكس العرب في طنطا، وأصدر بحلتين مسيحيتين: بريد الصباح، ونور الحياة، وانتخب نائباً عن مطرانية بيروت، ورئيساً تولَّى تأليف وإذاعة أحاديث البرنامج الأرثوذكسي الأسبوعي في إذاعة لبنان الرثوذكسي الأسبوعي في إذاعة لبنان الرثوذكسي الأسبوعي في إذاعة لبنان للرثوذكسي الأسبوعي في إذاعة لبنان للرثوذكسي الأسبوعي في إذاعة لبنان المطرانية بيروت، واشترك في وضع الكتب الدينية المسيحية في مصر، إضافة إلى تأليف بعض الكتب، منها: الأرثوذكس والمجمع الفاتيكاني الأول، المسيح والمدنية، أزمة الخيارة العربية(١٠).

جروان سالم السابق (۱۳۵۰ - ۱۹۲۱هـ ۱۹۳۱ - ۲۰۰۰م)

لغوي مترجم.



ولد في قرية نامر بمحافظة درعا لعائلة فقيرة. حصل على الشهادة الابتدائية من مدرسة الراهبات بقريته، ونال إجازة من كلية الحقوق بحامعة دمشق، عمل معلمًا وكيلًا، وكتب كثيرًا في الصحف والمحلات، وأتقن العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية. ترك بلده إلى لبنان مع عائلته، ومنها إلى فرنسا طلبًا للرزق، وأسًس هناك (دار السابق للنشر) في للرزق، وأسًس هناك (دار السابق للنشر) في

(٤) معجم البابطين لشعراء العربية.

الحيّ اللاتيني، وقد تابع مطالعته اللغوية حتى أتقن إضافة إلى ما سبق اللاتينية والألمانية والروسية والهندية، واشتغل بقاموس في العربية والفرنسية والإنجليزية، الذي كان ينوي إصداره في عشرين مجلدًا، ولكن الموت لم يمهله، ولقي مجدًا بفرنسا، وانتشرت قواميسه في أوروبا وأمريكا، وسمى أبا القواميس.

صدر فيه كتاب: جروان سالم السابق عملاق الكلمة: حياته - بعض رسائله / سليم سالم السابق.

ترجم إلى العربية عشرات الكتب، وأصدر (١٦) قاموسًا. من عناوين كتبه: إلى اللقاء (قصة)، المرتزقة / جان لارتيغي (ترجمة)، مأثرة حواء / هنري تراوييه (ترجمة من الفرنسية)، عمع اللغات. وأصدر بالعربية والإنجليزية والفرنسية قاموس الكنز، الكنز الوجيز فرنسي)، كنز الطالب (قاموس عربي فرنسي)، فرنسي)، الصغير (قاموس عربي فرنسي)، عجم اللغات بالعربية والفرنسية والإنكليزية، قاموس الاقتصاد (إنكليزي عربي)، المرأة في قاموس العشرين (قدم له ميخائيل نعيمة)، الإنحاء الغيلان / جان لارتيغي (ترجمة)، الإنحاء العنصري / غي ذي كار (ترجمة)، الإنحاء السبع (للسابق)(1).

جرير = سيف الدين أحمد عاشور

جریس سمعان سمیرات (۱۳۲۰ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۶۱ - ۲۰۰۵م) (تکملة معجم المؤلفین)

جعفر بن أحمد التبريزي = محمد جعفر بن أحمد...

جعفو بن أحمد الناصري (١٣١٠ - ١٣٩٩ه = ١٨٩٣ - ١٩٨٠) باحث في التاريخ المغربي.

(١) مما كتبه سهيل الذيب في جريدة تشرين ٨/١/٣ . . ٢م، ونشر في موقع وزارة الثقافة (السورية).



من أهل سلا بالمغرب. نشأ في بيت علم، والده أحمد بن خالد مؤرخ (ت ١٣١٥هـ)، حفظ المتون وقرأ على العلماء، من مشايخه أحمد بن المأمون البلغيثي، وأحمد بن الفقيه الحريري، والهاشمي بن عبدالله بن خضراء. كما تعلم اللغة الفرنسية، وزار باريس فانبهر بالمدنية الغربية. درَّس، ووعظ في المسجد الكبير بسلا، وعيِّن كاتبًا بوزارة العدلية، وكلِّف بشؤون قسم المعارف الإسلامية، واهتم بتاريخ سلا، وشغف بابن الخطيب منقباً عن آثاره، وقرض الشعر منذ الصغر. توفي يوم الأحد ٢٦ ذي الحجة، ١٦ نوفمبر. له أكثر من (٢٢) مؤلفاً، لعل معظمها مخطوط، منها: المحيط بالمهم من أحبار صحراء المغرب وشنقيط، الإحصاء لما وقع بعد الاستقصاء، سلا ورباط الفتح: أسطولهما وقرصنتهما الجهادية (٦مج، ط)، الأسطول المغربي عبر التاريخ، الكتابة والكتب والكاتب، ديوان شعر، الرحلة الباريسية، الرحلة الفاسية. وطبع له بتحقيق محمد بن عزوز: ترجمة شيخنا العلامة المحدث أبي شعيب الدكالي. وله أيضاً: ابن الخطيب بسلا، ماضى القرويين وحاضره، سرُّ عدد السبعة والصابئة(٢).

جعفر أسد خليلي (١٣٢٢ - ١٤٠٥ هـ = ١٩٠٤ - ١٩٨٥م) كاتب موسوعي وناشر شيعي.

ولد في النجف. درس الثانوية في المدرسة العلوية بالمدينة نفسها. عمل معلماً في مدارس المعارف الحكومية لمدة ٩ سنوات. أصدر جريدة «الفجر الصادق» عام ١٣٤٨هـ (۱۹۳۰م) وكانت أسبوعية (لسان حال النهضة الفكرية في الفرات الأوسط)؛ مم جريدة «الراعي» سنة ٣٥٣ اه (١٩٣٤م)، تْم جريدة «الهاتف» من ١٣٥٤ – ١٣٧٦هـ (١٩٣٥ إلى ١٩٥٦م). أنشأ دار التعارف للطبع والنشر والتأليف والدعاية والإعلان، وكان يعقد ندوات أدبية في داره مساء كل يوم خميس. شارك في مؤتمرات عديدة، منها مؤتمر محمد على جناح في الباكستان، ومؤتمر عمر المختار في ليبيا، والمؤتمر الإسلامي في طهران، ومؤتمرات الحضارة والأدب في العراق ومصر. وكان يكتب بصفة مستمرة مقالات

أدبية أسبوعية في الجحلات والصحف العربية،

وله أحاديث إذاعية من إذاعة العراق ولبنان

ولندن. توفي في دبي بالإمارات العربية المتحدة

في ١٢ جمادي الأولى، ٢ شباط (فبراير).



جعفر خليلي أصدر صحف (الفجر الصادق) و(الرالعي) و(الهاتف)

(۲) وترجمته من كتابه الأخير، معلمة المغرب ۲۲/۲۲۲،

معجم البابطين لشعراء العربية (وفيه تأريخه: ١٣١٠ -

وثما كتب فيه: لمحات خاطفة ورؤوس أقلام عن الأستاذ جعفر الخليلي/ شكور الأسدي.- بغداد، ١٣٨٩ه.

وقد كتب في فنون متعددة: في علوم الشيعة، والأدب شعره ونثره، والتاريخ، والجغرافيا، وحتى في الآداب غير العربية.

ألّف «موسوعة العتبات المقدَّسة» التي نشرتها دار التعارف، وتصل إلى ثلاثة عشر مجلداً، وكان في عزمه أن يصل بما إلى ضعف هذا العدد.

كما اشتهر بسلسلة كتبه «هكذا عرفتهم»، وصدرت منه سبعة أجزاء.

ومن كتبه الأخرى: نفحات من خائل الأدب الفارسي، القصة العراقية قديماً وحديثاً، يوميات، الضائع، عندما كنت قاضياً، في قرى الجن، من فوق الرابية، تَسْوَاهُنَّ، على هامش الثورة العراقية، أولاد الخليلي، مجمع المتناقضات، اعترافات. وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(1).

جعفر بهبهاني (۱۰۰۰ - ۱٤۳۰هـ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

جعفر بن حامد البشير (۱۳٤٧ - ۱۹۲۷ه = ۱۹۲۷ - ۲۰۰۵م)

أديب إعلامي، محرر صحفي.

ولادته في قرية قندتو التابعة لمنطقة شندي شمالي الخرطوم، درس العلاقات العامة وفنونحا في معهد العلاقات العامة والإعلام بمصر، وحرَّر في جريدة صوت السودان، كما عمل في جريدة الصراحة، ورأس تحرير مجلة العمل، ومجلة الإذاعة والتلفزيون والمسرح، وجريدة

(١) أعلام الأدب في العراق الحديث ٥/٢٠٥١ للنتخب من أعلام الفكر ص ٧٩، موسوعة أعلام العراق ٤١/١، الفيصل ع ١٠٩ (رجب ٤٠٦هـ) ص ١٠٥٠.

صوت السودان، وحاضر في أكاديمة السودان للعلوم والإدارة، ومثّل السودان في مؤتمرات أدبية وثقافية، ونال حائزة الدولة في الآداب، أوصى بمكتبته لجامعة شندي.

من كتبه: مملكة الجعليين الكبرى، السودان في القرية والمدينة: ذكريات وشخصيات وتاريخ، قصص من التراث العربي والإسلامي.

ودواوينه: حرية وجمال، من أرضنا، العراق وفلسطين والأمريكي القبيح، المربديات، أزمان وألحان. وطبعت له المجموعة الشعرية الكاملة(٢).



جعفر حسن محمد الشايقي (۱۰۰۰ - ۱۲۲۱ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

جعفر حسين خصباك (١٣٣٩ - ١٤١٤ه = ١٩٢٠ - ١٩٩٤م) باحث مؤرِّخ.



 (۲) معجم البابطين لشعراء العربية، تراجم شعراء وأدباء وكتاب من السودان ص ۱۳۹، معجم المؤلفين السودانيين ۱/۲۹۷۰.

ولد في الحلَّة بالعراق. حصل على دكتوراه الفلسفة في التاريخ من جامعة شيكاغو. عيِّن أستاذاً للتاريخ الأوروبي والشرق الأدبى في كلية الآداب بحامعة بغداد. احتوت أبحاثه المنشورة على نظرات نقدية لما سبقه من كتابات حول الإسلام والمنطقة.

له أكثر من عشرة كتب مطبوعة، مثل: أحوال العراق الاقتصادية في عهد الإيلخانيين المغول مصر، توسير التاريخ. (بالمشاركة)، روسيا السوفيتية والشرق الأوسط، العراق في عهد المغول الإيلخانيين ٢٥٦ – ٢٧٦هـ: الفتح الإدارة – الأحوال الاقتصادية – الأحوال الاجتماعية، القضاء في العهد السلجوقي، القومية: عرض وتحليل/ بويد شيفر (ترجمة بلمشاركة مع عدنان الحميري). وله كتب بلمشاركة مع عدنان الحميري). وله كتب منهجية ألفها للمدارس الثانوية، ومراجعات لكتب تاريخية (٢٠٠٠).

جعفر حسين مرزة الأسدي (١٣١٨ - ١٩٨٥ م) (١٣١٨ - ٢٥٥ م) (تكملة معجم المؤلفين)

جعفر دكِّ الباب (۱۳۵۱ - ۱۹۲۰هـ؟ = ۱۹۳۷ - ۱۹۹۹م) باحث لغوي شيوعي.



ولد في دمشق. انتمى إلى الحزب الشيوعي،

 (٣) موسوعة أحلام العراق ١/١٤، معجم المؤلفين العراقين ٢٤٤/١، الفيصل ع ٢٠٨ (شوال ١٤١٤هـ) ص ١٤٢٠.

حصل على الدكتوراه في اللسانيات التاريخية المقارنة من جامعة موسكو. أستاذ في كلية الآداب بجامعة دمشق، وفي معهد اللغة العربية وآدابها بالجزائر. اشترك في كثير من المؤتمرات اللغوية الدولية وقدم لها أبحاثاً نشرت في أعمالها.

ومن عناوين كتبه: محاضرات في علم اللغة العام والمقارن، نظرية عبدالقاهر الجرجاني اللغوية، الموجز في شرح دلائل الإعجاز في علم المعاني، مع النحاة (بالاشتراك) نحو نظرة جديدة إلى فقه اللغة، البنيوية الوظيفية في النقد الأدبي، حول النظريات اللسانية والأدبية عند الجاحظ.

ومن الكتب التي ترجمها إلى العربية: نظرية أدوات التعريف والتنكير وقضايا النحو العربي، دراسات في علم النحو العام والنحو العربي، إعجاز القرآن (ترجمة)، أسرار اللسان العربي (بآخر كتاب: قراءة معاصرة لمحمد شحرور)، وله كتب أخرى ذكرتما في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

جعفر السعدي (۲۰۰۰ - ۲۲۱ ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۵) (تكملة معجم المؤلفين)

جعفر سُلمان الموسوي (۱۰۰۰ - ۱۶۳۶ه = ۱۰۰۰ - ۲۰۱۳م) (تکملة معجم المؤلفين)

جعفر صادق محمد (۱۳۷۰ - ۱۲۲۷ه = ۱۹۵۰ - ۲۰۰۲م) کاتب أطفال.

من بغداد. نال شهادة الماجستير من معهد (١) موسوعة أعلام سوية ٢٩٣/٢، دليل أعضاء اتماد الكتاب العرب ص ٤٤٧، معجم المؤلفين السوريين ص

البحث والدراسات العربية، والدكتوراه من كلية الآداب بجامعة بغداد.

له: قصص الأطفال في العراق ١٩٦٩. ١٩٧٩ المستقبل المحالية البداية ووعي المستقبل (أصله ماجستير)، قصص الحيوان في الأدب العربي القلم (دكتوراه).

وله قصص أطفال كثيرة، نشرت في بغدد وعمّان، منها: الأطباق الطائرة، الخروف يبحث عن صديقه، خمس كلمات، ذي قار، سلسلة حكايات أروى، شيطان الغابة، القعقاع، القمر خلف الأسلاك، الكلب الذي نسي صوته، المثلث الجهنمي، ملحمة الخفاجية، يوميات قطرة ماء (١٠).

جعفر عبدالحسين شرف الدين (١٣٣٩ - ١٤٢٢ه = ١٩٢٠ - ٢٠٠١م) كاتب ونائب شيعي.



من بلدة شحور التابعة لجبل عامل جنوبي لبنان، تخرّج في الكلية الشرعية ببيروت، ودرّس في الكلية الجعفرية وتولى إدارتما، وظلّ راعياً لها حتى وفاته. أنشأ بحلة المعهد، وأسّس جمعية البرّ والإحسان، وجمعية رابطة إنعاش القرى، كما أنشأ (١٤) مدرسة وأدارها، وانتخب عضواً في البرلمان، وكان مقرراً للجنة التربية، ودفن في صور.

أصدر عدداً من الكتيبات، مثل: من هنا نبدأ: حبل عامل في لبنان: إني أشّم، حذور الثورة الإسلامية، حرب رمضان حرب

الغفران ۱۹۷۳م، دائرة معارف التراث، تحت قبة البرلمان، صوت صور، لبنان في حكامه وممثليه بين ۱۸۲۰ – ۱۹۸۰م، أدب الطب، وله مجموع شعري مخطوط (۱).

جعفر عبده الظفاري (۱۳۵۴ - ۱۳۰۰ه = ۱۹۳۵ - ۲۰۰۹م) أكاديمي ريادي.



من مواليد عدن. حصل على الدكتوراه في الثقافة الإسلامية من معهد الدراسات الشرقية والإفريقية بلندن، عمل ضابط معارف للنشر في وزارة المعارف الاتحادية، عميد أول كلية جامعية في اليمن، نائب رئيس جامعة عدن للشؤون الأكادعية، كما عمل خبيراً لليونسكو في اللغة العربية والدين الإسلامي بمدارس الأونروا، في سورية والأردن ولبنان وفلسطين، وعيِّن منذ عام ١٤٠٦هـ مديراً لمركز البحوث والدراسات اليمنية في جامعة عدن حتى وفاته، ورأس تحرير مجلة «اليمن» الصادرة عن المركز المذكور، وشارك في مؤتمرات وندوات عربية ودولية، ورأس الجمعية اليمنية لتعريب العلوم منذ تأسيسها حتى وفاته. مات يوم الأحد ٢٠ رجب، ۱۲ تموز (يوليو).

له بحوث ودراسات، وأسهم في وضع بعض كتب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وهو أول من وضع كتاباً في محو الأمية باليمن. وكان موضوع رسالته في الماجستير (٢) معجم الباطين لشعراء العربية، موقع هلا للصور (١٤٢٤هـ).

(٢) معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٢/١٠٥.

عن الشعر الحميني، وهو الذي أطلق عليه هذا الاسم. وصدر له: عَرف الْخُزامَى: دراسة في التاريخ اليمني(١٠).

# جعفر بن علي الرشتي (١٣٠٤ - ١٣٩٧هـ = ١٨٨٦ - ١٩٧٧م)

ولد في كربلاء، حضر الأبحاث العالية على علماء شيعة حتى تخرج عليهم، درَّس الفقه والأصول والعربية مدة طويلة حتى لقب برشيخ النحاة»! وتخرج به العديد من العلماء، وكان متولياً مدرسة «الهندية» في كربلاء إلى وفاته يوم الأحد ١٥ رجب(٢).

# جعفر علي عباس (۱۳۵۲– ۱۶۱۸ = ۱۹۳۳– ۱۹۹۸م) عجرج وکاتب مسرحی.



ولد في بغداد. تخرّج في قسم اللغة الإنجليزية بجامعتها، ونال شهادة الماحستير في السينما والتلفزيون من جامعة أيوا الحكومية بأمريكا. عيّن بعدها مدرّسًا في معهد الفنون الجميلة، وفي أكاديمية الفنون. أسّس مسرح بغداد الفني، ومسرح اليوم، وأخرج مسرحيات محلية وعالمية، كما أخرج أفلامًا سينمائية، ورأس تحرير مجلة (الأكاديمي) الصادرة عن جامعة بغداد، وعمل مديرًا للإذاعة والتلفزيون.

(١) صحيفة ٢٣ مايو (من موقع لها) كتب في يوم وفاته،
 الثورة (اليمن) اليوم التالي من وفاته، موقع اتحاد الأدباء
 والكُتاب اليمنين.

(٢) المنتخب من أعلام الفكر ص ٨٢.

مؤسِّس ورئيس قسم السينما في أكادعية الفنون الجميلة. توفي يوم ١٠ شوال، ٧

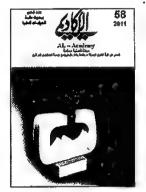

جعفر علي رأس تحرير مجلة «الأكاديمي»

من عناوين كتبه: سترة تُوصاه وجسمان ومظلة واحدة (قصة)، زهرة والسلطان (قصة)، فهم السينما/ لوي جانتي (ترجمة)، طريق تستانسلافسكي في التمثيل/ سوينامور (ترجمة)(٢).

# جعفر کرار أحمد (۱۳۲۳ - ۱۲۳۱ه = ۱۹۲۰ - ۲۰۱۳م) طبیب بیطری سیاسی.



من مواليد أم درمان بالسودان. درس في كلية غردون، ونال شهاداته العليا في الطبّ البيطري من جامعة أدنبره البريطانية وجامعة مناهتن الأمريكية، أسَّس مع آخرين جامعة أم درمان الأهلية، وتولَّى رئاسة الجمعية البيطرية السودانية لعشر دورات، وعيِّن وزيرًا للشروة الحيوانية، ووكيلًا أول لوزارة الزراعة

(٣) موسوعة أعلام العراق ٤٤/٦، معجم المولفين العراقيين ١٩١١، معجم المولفين والكتاب العراقيين ٥٧/٢، الموسوعة الحرة ٢٠١٣/٨/٢٨ (وفيها وفاته ١٩٩٧م)، السينما كوم) ومنه وفاته.

والأغذية والموارد، ونشط سياسيًا ووطنيًا، وقد رأس جبهة الهيئات في أكتوبر ١٩٦٤م، وعمل في منظمة الأمم المتحدة مديرًا لقسم التصحر. ثم أسس مكتبًا استشاريًا للشؤون الاقتصادية. توفي يوم الجمعة ١٦ ذي القعدة، ٢٠ سبتمبر (أيلول).

كتبه: نظرات في التجربة السياسية السودانية، الحزب الشيوعي السوداني والمسألة الجنوبية، مغني النتائج في انتخابات دوائر الخريجين عام ١٩٨٦م، العلاقات العربية الصينية في ٦٠٠ عاما(٤).

#### جعفر ماجد = جعفر الهذيلي ماجد

جعفر بن محسن الأمين (١٣٢٨ - ١٩٤١هـ = ١٩١١ - ١٩٨١م) (تكملة معجم المؤلفين)

جعفر محمد السيد (۱۳٤٨ - ۱۶۲۶ه = ۱۹۲۹ - ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

# جعفر محمد شُبَّر (۱۳۱۷ - ۱۶۱۵ = ۱۸۹۹ - ۱۹۹۱م) عالم شیعی، مصنّف واعظ.

ولد في النجف. تعلم على علماء شيعة، انتقل إلى بغداد، فأمّ ووعظ ودرّس وألف الكثير. وكان طيب المعشر. مات ببغداد في شهر محرم.

صدر فيه كتاب بعنوان: المسك الأذفر في أحوال السيد جعفر شبر/ عبدالستار درويش الحسني.

من كتبه المطبوعة: محاسن العارفين في زواج البنات والبنين، أخبار الدهور في حوادث الشهور، الجوهر الثمين في معرفة أصول الدين، صوموا تصحوا، دليل الحج، وصيتي

(٤) معجم المؤلفين السودانيين ٢٠٠٠/١ صحيفة الراكوبة
 ٢٠/٣/٢٩م، منتدى المناصير بلدي ٢٢/٩/٢٢م.

إلى أولادي.

ومن المخطوطة: شفاء المؤمنين في تفسير القرآن المبين، كتب عن الأثمة الاثني عشر، دليا, النحو، في النبوات الكاذبة، في الإرشاد و الحكم والقصص (٨ج)... وغيرها، ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

جعفر محمد عثمان خليل (\*\*\* - 77316 = \*\*\* - 11\*74) (تكملة معجم المؤلفين)

جعفر محمد على بخيت (P1979 - 1997 = +149) إداري حزبي.

من السودان. حصل على إجازة في الآداب، ثم الماجستير والدكتوراه من جامعة المملكة المتحدة، عمل عميدًا لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وتولَّى وزارة الحكم المحلى. كما تولَّى عددًا من المناصب القيادية بالاتحاد الاشتراكي وبمجالس الشعب، ورأس عددًا من مجالس الصحف اليومية. صاحب نظرية الإدارة السيارة، وكاتب غزير الإنتاج، له مقالات كثيرة في مختلف القضايا السياسية والاجتماعية. وقرأت في مقال أن الحكم الاتحادي في عهد النميري أسس على أفكاره! .

كتبه: الفعالية الإدارية وحركة التغيير في السودان، الإدارة البريطانية والحركة الوطنية في السودان ۱۹۱۹ - ۱۹۳۹م (ترجمة هنري رياض)، الثورة الإدارية والحكم الشعبي، التعاون وتثويره: صور مايوية. وكتاب بالإنجليزية<sup>(٢)</sup>.

# جعفر بن محمد المرعشي (1771 - V. 31a = A.Pl - VAP14) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) للنتخب من أعلام الفكر ص ٨٧، معجم المولفين العراقيين ٢/١، معجم المؤلفين والكُّتاب العراقيين ٢/٢. (٢) معجم للولفين السودانيين ٢/١.٣٠

# جعفر محمد نميري (۱۳۶۹ - ۲۳۶۱ه = ۲۳۶۱ - ۲۰۰۲م) رئيس السودان.



ولد في أم درمان، وتخرَّج في الكلية الحربية بها، حصل على الماجستير في العلوم العسكرية من أمريكا، وعمل ضابطاً في الجيش السوداني، وواجه الجنرال عبود (الرئيس) فأوقف وطرد من الجيش، ثم عاد إلى مواجهته فسُتجن، ولما خرج شارك في الإطاحة به. قام بانقلاب ٢٥ أيار ١٩٦٩م، فأوقف الدستور، وحلَّ بحلس الشعب، ومنع الأحزاب السياسية، وأنشأ بحلس قيادة الثورة ورأسها، وأعلن نفسه قائدًا أعلى للقوات المسلحة، فرئيسًا للوزراء. وتقلد مدة رئاسته للحكومة عدداً من الحقائب الوزارية، منها وزارة الخارجية، ثم وزارة التخطيط. وانتهج سياسة اشتراكية أولاً، واستعان بالشيوعيين ضد حزب الأمة والأنصار عام ١٣٩٠هـ (١٩٧٠م)، وارتدً عليهم في العام نفسه، فانقلب عليه هؤلاء في العام التالي، إلا أنه تمكن من صدِّ المؤامرة بعد ٤٨ ساعة بفضل الدعم المصري والليم. (انتخب) رئيساً للجمهورية في سنة ١٣٩١هـ (أكتوبر ١٩٧١م) واستمرً في الحكم إلى سنة ٥٠٥ ه (أبريل ١٩٨٥م)، وقد رأس حزب الاتحاد الاشتراكي الحاكم، الذي أنشأه، وكان الحزب الوحيد في البلاد! ثم رأس بحلس الوزراء، وكان وزيراً لجميع الوزارات، وأوكل المهام يومئذ لوكلاء الوزارات حتى حضور الوزير! ووضع دستورًا للبلاد،

وواجه عددًا من محاولات الانقلاب، ولكنه دحرها بمساعدة مصر. وفي أثناء حكمه قسم الجنوب - الذي كان ولاية واحدة-إلى تلاث ولايات، تلبية لرغبة بعض الجنوبيين، خشية سيطرة بعض القبائل على الجنوب. ودام عهده (١٦) سنة، ودامت الهدنة مع المتمردين (١١) سنة في هذه المدة، لكن عُرف فيها ظهور الحركة الشعبية وجناحها العسكرى (الجيش الشعبي لتحرير السودان) وبروز جون قرنق، وشهدت الحرب الأهلية فصولاً دامية، كما شهدت صراعات على السلطة، منها المدنية ومنها المسلحة، واضطرابات اجتماعية واقتصادية، ولاقي ضغطاً كبيراً من المحتمع لتطبيق الشريعة الإسلامية، فتحالف مع الإخوان المسلمين عام ٤٠٤ هـ، وقام يبعض الأعمال لإثبات اتجاهه الإسلامي، فأعدم محمود محمد طه مدَّعي النبوة، وطبق بعض الأحكام الجنائية حسب الشريعة الإسلامية، لكنه عاد إلى محاربة الإخوان بعد عام من تاريخه. وحدثت الانتفاضة الشعبية عام ١٤٠٥ه (أبريل ١٩٨٥م)، وتسلم السلطة بعد انقلاب عسكري وزير دفاعه المشير عبدالرحمن سوار الذهب، لكونه أعلى قيادي في الجيش، ولجأ النميري سياسياً إلى مصر، قادماً من أمريكا. وفي عام ١٤٢١هـ (٢٠٠٠م) عاد إلى السودان، ومات في الخرطوم يوم السبت ٦ جمادي الآخرة، ٣٠ أيار (مايو).

ومما كتب فيه وفي عصره:

جعفر غيري والأحداث الساخنة/ عبدالله

وللمؤلف نفسه: جعفر نميري والصراع حول السلطة.

بحربة غيري الإسلامية في السودان/ عبداللطيف البويي.

جعفر نميري: لوحة لرئيس سوداني محمد الشيخ حسين. المدمّاة». واختلف في اسمه ونسبه (ينظر

الهامش).

أيام مع جعفر نميري: أسرار ومواقف/ جمال عنقرة.

وله من الكتب: السادات: المبادئ والمواقف، رؤية استراتيجية لمهددات الأمن القومي في الشرق الأوسط في الثمانينات، مشروع الميثاق الوطني، النهج الإسلامي لماذا؟(١).

جعفر نميري = جعفر محمد نميري

جعفر الهجول (۱۳۵۹ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۶۰ - ۲۰۱۰) (تكملة معجم المؤلفين)

جعفر الهذيلي ماجد (١٣٥٩ - ١٣٤٠ه = ١٩٤٠ - ٢٠٠٩م) شاعر باحث أدني.



من مدينة القيروان بتونس، حفظ القرآن الكريم، وحصل على إجازة في الأدب العربي من دار المعلمين العليا، ثم دكتوراه الدولة من ياريس، عمل أستاذاً بكلية الآداب في جامعة تونس، ومنتجاً لعدة برامج ثقافية بالإذاعة، وكان عضواً في الهيئة الإدارية لاتحاد الكُتاب، وفي تحرير عدة بحلات أدبية، وأصدر بحلة أدبية فكرية عنوانما «رحاب المعرفة». ومات وهو ينسق فعالية «القيروان عاصمة للنقافة الإسلامية»، وعُدَّ أحد أبرز الشعراء بعد الاستقلال. توفي يوم الاثنين ٢٧ ذي الحجة، ١٤ كانون الأول (ديسمبر).

صدر فيه كتاب: جعفر ماجد: وقائع

(١) للوسوعة العربية الميسرة ٢٤٧٧/٤، دليل الإعلام والأعلام ص ٥٧٩، معجم المؤلفين السودانيين ٢٠٤/١، الموسوعة الحرة (في اليوم الثاني من وفاته).

الأمسية الثقافية المنتظمة ببيت الحكمة (٢١ ماي ٨١٠م).

دواوينه: نجوم على الطريق، غداً تطلع الشمس، الأعمال الشعرية (صدرت عام ٢٢٢).

أعماله الأخرى: بغية الآمال في معرفة مستقبل الأفعال لأحمد بن يوسف اللبلي الأندلسي (تحقيق)، الطاهر حداد، صنعة الشعر لأبي سعيد السيرافي (تحقيق)، ابن زيدون (بالمشاركة)، فصول في الأدب والثقافة، المعاني والمغاني، محمد النبي الإنسان، الصحافة الأدبية في تونس (بالفرنسية)، الأفكار (۱).

جَكُرْ خُويْن (۱۳۲۱ - ۱۹۰۶ = ۱۹۰۳ - ۱۹۸۹م) أبرز شعراء الأكراد في العصر الحديث. و «حكر خوين» لقب له، ويعني «الكبد

ولد في قرية «هساري» من أعمال ولاية ماردين، ذاق مرارة اليتم وهو صغير، وهاجرت أسرته أثناء الحرب العالمية الأولى واستوطنت عدة قرى. تلقى علومه الأولية حسب العادة المتبعة عند الأكراد، فدرس علوم الفقه الإسلامي والنحو والصرف

والمنطق وباقى العلوم، وتتلمذ على ملا عبيد الله، إلى أن حصل على إجازة علمية، وأصبح بموجبها يمارس مهنة العالم، فكان يسمى «الملا»، ويؤمُّ الناس في مساجدهم بسورية، حيث انتقل إليها واستوطن (الحزيرة) فيها. وقد لاحظ أحوال زملائه «الملالي» المذلة، فقد كانوا يعيشون على أموال الزكاة والصدقات، ورأى ظلم الإقطاع للفلاحين، فثار على الجتمع، ونبه الناس إلى الظلم الذي يعيش فيه الأكراد، واقترب من الأفكار الماركسية، وترك منهجه الإسلامي، ثم اعتنق الماركسية منهجاً في الحياة، وصار يخاطب الفلاح والطبقة المثقفة بشعره الثوري المؤثر، فقد عُرف بثوريته، وكذلك عروقه من الدين. كما عمل مدرساً للغة الكردية في جامعة بغداد بعد

أورة ١٩٥٨م، وكتب سيرة حياته في ثلاثة بجلدات، ولم تنشر بعد.



جعفر الهذيلي (خطه)

(۲) الموسوعة التونسية ۲/۵۵۹، الجزيرة نت
 ۲۲/۱۲/۲۸ معجم البابطون ۱/۵۰۱.

قلت: وقد كان ملحداً، منكراً للذات الإلهية، التقيت به في القطار عند عودتي من أحد الامتحانات الجامعية في دمشق سنة ٩٥ – ١٣٩٦هـ، وكان هو كذلك قادماً من الخارج قاصداً الجزيرة، فعندما رأى شباباً يتكلمون بالكردية ترك مكانه وجلس بيننا، وصار يتحدث في الدين وعلومه، ودراساته الشرعية، ليبين لهم ثقافته الإسلامية، بعد أن رأى هيئة الشباب وثقافتهم والتزامهم الإسلامي، وليمهد بذلك لحديثه عن أفكاره «الثورية»، وكنت أعرف اتجاهه الشيوعي الماركسي، وعندما أنحى تمهيده وأراد أن يدخل في الموضوع قاطعته، وبينتُ سوء نيته من تمهيده وحديثه في الدين لأمر آخر، فابتسم وتجلد، ولكني أغضبته (وإذا أردت أن تعرف رجلاً فأغضبه)، فاستشاط غضباً، وخرج عن «حلمه» وهدوئه الذي سبق أن تزيَّن به، ورفع يده بشدة، ووضع مرفقه على طرف الكرسي الذي يجلس عليه، قابضاً كفه بحزم، وقال ناظراً إلى: نعم إنني ملحد، ولا أؤمن بالله، وإذا كان الله موجوداً فليأت وليحرّك يدي من هنا!! عند ذلك اندهش زملائي وأصابحم الرعب لما رأوا هذه الصدمة «المفاجئة»، وهذا الإنكار الذي كان كصخرة عظيمة وقعت بينه وبينهم.. وعرفت أنه من نوع الملك الذي حاجّ إبراهيم عليه السلام في ربّه! وهو الذي لا يؤمن إلا بالمحسوسات والمادة التي تظهر لعينيه! فعندما قال إبراهيم إن ربي يحيى ويميت، قال الملك: أنا أيضاً أحيى وأميت، فأتى برجلين، وقطع رأس الأول، وترك الثاني، وقال: قد أمتُّ هذا وأبقيت ذاك، فقد أحييته! فعرف إبراهيم عليه السلام كيف يقدِّم الحجة لأمثال هذه العقول المتكبِّرة الملحدة، فقال: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبِهُتَ ٱلَّذِي كَفَرَ الْ وَلِم يحر حواباً، وعرف أن الأمر يتعلق بالنواميس الكبيرة، وسنن الله في الكون عامة، يعرفها ويعقلها

من استعمل عقله بحرية. وما كان هذا الشاعر يرى عقله، ولكنه يرى آثاره! وما كان يرى الكهرباء، ولكنه يرى آثاره. وأشياء كثيرة لا نراها.. ولكننا نرى آثارها.. فكيف يغيب عن عقولنا خالق هذه الأكوان وموجد هذه الآثار كلها؟! وكان إنكاره للغيبيات بشكل عام، لجحرد أنه لا يراها! ولماذا لم يدفع الشاعر الموت عن نفسه؟

وفي عام ١٣٩٩هـ (١٩٧٩م) هاجر إلى السويد، وبقى هناك حتى وفاته، ودُفن في بيته الكائن في الحي الغربي من مدينة القامشلي.

وله دواوين وقصائد حماسية كثيرة يحفظها الأكراد، ويرددونها كثيراً في محافلهم، وفي مناسباتهم القومية، ومعظمها تنصب في أحوال الأكراد الاجتماعية والثقافية السيئة. وله مذكرات لم تنشر.

ومن آثاره الأخرى: ديوان ثورة الحرية، ديوان من أنا؟، ديوان الفجر، ديوان الضياء، ديوان الأمل، ألم الشعب (ديوانه الأول)، روناك (الوهج): ديوان شعر، زندافيستا (أمتنا الحية): ديوان شعر، وله بحموعة من القصص، منها قصة «رشو داري» وقصة «جلم وكليرين». وألف قاموساً: (كردي كردي). وله مؤلفات أخرى في موضوعات كردي). وله مؤلفات أخرى في موضوعات شتى، من قواعد وأصول الشعر، إلى التاريخ والفلسفة. وذكروا أن له أكثر من (٣٧)

#### جلال الأبنودي = محمد محمود الأبنودي

(۱) شعر وشعراء: عتارات من الشعر الكردي القلم والمعاصر/ تقلم وترجمة عمد صالح حسين، ص ١١٤ - ١١٤ والمعاصر/ تقلم وترجمة عمد صالح حسين، عن ١١٤ المادات من ٢٠٠ الموسوعة الكيرى لمشاهير الكرد ٢٩٤/١٣، اللخائر ع ١٣ ص ٢٨٦. واختلف في اسمه، ففي مصدر ورد أنه حسن علي» وفي آخر «موسى حسين» ولي آخر «شيخموس بن شيخ حسن علي» وفي آخر «موسى حسين» ولكن عرف من قبل بر «ملا شيخموس».

#### جلال بن أحمد السيّد (١٣٣٢ - ١٤١٢ه = ١٩١٣ - ١٩٩٢م)



من دير الزور بسورية، أكمل تعليمه الثانوي بحلب، وكان قائداً طلابياً، قاد مظاهرات ضد الاحتلال الفرنسي، واشترك في مؤتمر عصبة العمل القومي، وكان عضواً بارزاً ومؤسّساً لحزب البعث العربي الاشتراكي، وأميناً لسرً المؤتمر التأسيسي للحزب سنة وأميناً لسرً المؤتمر التأسيسي للحزب سنة وأصدر مجلة «الثقافة الأسبوعية» ورأس تحريرها ٢٣٦٦ه (٢٤٦م) وتوقفت بعد (٢٤) عدداً. تسلم وزارة الزراعة، وكان نائباً لزور، ونشر مقالات له في دوريات محلية. وهجاه الشاعر الفراق بأبيات يتندر بما أهل الدير. ومات في ١٠ شوال، ٢٢ نيسان. وصدر له: حقيقة الأمة العربية وعوامل وصدر له: حقيقة الأمة العربية وعوامل

وصدر له: حقيقة الأمة العربية وعوامل بحزئتها ووحدتها، حزب البعث العربي، الحزب وعلاج مشكلة الأمة العربية، الوحدة العربية (عصبة العمل القومي)، عثمان بن عفان، على بن أبي طالب: دراسة عن حياته.

وله من المخطوط: الإصلاح الزراعي، مشكلة الإنسان والإنسان العربي، الاشتراكية والاشتراكيون، واقع الأمة العربية (أمة العرب اليوم)، الصراع بين العروبة والشعوبية، منزلة العرب بين الأمم(٧).

 <sup>(</sup>٢) الحركة الثقافية في محافظة دير الزور ص ٣٥، معجم المؤلفين السوريين ص ٣٦، دعاة الفكر القومي العربي ص

#### جلال أيوب الخياط (١٣٥١ - ١٤٢٥ه = ١٩٣٢ - ٢٠٠٥م) أديب ناقد.



ولد في الموصل، انتقلت عائلته إلى بغداد، حصل على الدكتوراه من جامعة كمبردج البريطانية، وتتلمذ هناك على مستشرقين، عاد ليدرِّس الأدب الحديث في جامعة بغداد، ثم في ليبيا. انتقل إلى بريطانيا ليتابع البحث والتدريس والكتابة في الصحف وخاصة «الشرق الأوسط» ودوريات أدبية عربية. توفي أوائل شهر ذي الحجة، كانون الثاني (يناير) بلندن.



له كتب عديدة في بحال تخصصه، منها: الشعر العراقي الحرّ (أو الحديث): مرحلة وتطور، التكسب بالشعر، المثال والتحول في شعر المتنبي وحياته، الأصول الدرامية في الشعر العربي، مفهوم الحداثة في الشعر العراقي (دكتوراه)، دراسات في الأدب والنقد، الشعر والأسلوب (مع آخرين)، المنفى والملكوت: كلمات في الشعر والنقد، الجموعة الكاملة لأشعار أحمد الصافي الجموعة الكاملة لأشعار أحمد الصافي في الشعر (خ)، وكتب أخرى له أوردتما في الشعر (خ). وكتب أخرى له أوردتما في ركملة معجم المؤلفين)(١).

(أ) الشرق الأوسط ع ٩٥٤٨ (١٢/٧)١٤٢٥،

جلال بایار (۱۳۰۱ – ۲۰۱۱ه = ۱۸۸۳ – ۱۹۸۱) رئیس ترکیا. وهو نفسه محمود جلال بایار.



ولد في قرية أموريي بمقاطعة بورصة. أتم تعليمه في المدرسة، وعمل في البنوك، انضمً إلى لجنة الاتحاد والترقي وصار من قادتما، التحق بمصطفى كمال، نائب في البرلمان، وزير الاقتصاد، رئيس الوزراء أواخر حكم مصطفى كمال، رئيس الجمهورية خلفاً لعصمت إينونو ما بين ١٣٧٠ – ١٣٨٠هـ الإضرابات الداخلية وبمظاهرات الطلبة بسبب الانحيار الاقتصادي، واتحم باستغلال النفوذ فأطيح به في انقلاب عسكري بزعامة جمال جورسيل، وأدين مع رئيس وزرائه عدنان مندريس وحكم عليهما بالإعدام، ثم عدنان مندريس وحكم عليهما بالإعدام، ثم أفرج عنه. (٢).

جلال جريس النحاس (۱۳۷۱ - ۱۶۳۳ هـ = ۱۹۵۱ - ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

جلال جميل (١٣٧٣ - ١٤٣٠ هـ = ١٩٥٣ - ٢٠٠٩م) ناقد وباحث مسرحي. هو جلال جميل محمد حسن.



ولد في مدينة الموصل، رسم ومثل، ودرس الفنون المسرحية في أكاديمية الفنون المحيلة متخصصاً في الإخراج، وحصل على الدكتوراه في التخصص نفسه. أخرج عدداً فرقة نينوى المتمثيل، وحاضر في معهد الفنون الجميلة بالموصل، ثم في كلية الفنون الجميلة ببغداد، وشارك في جميع المهرجانات المسرحية، وأشرف على عدد كبير من المسرحية، وأشرف على عدد كبير من ورسائل الماجستير والدكتوراه. وكان عضو وسائل الماجستير والدكتوراه. وكان عضو فيئات، وكتب بحوثاً ودراسات مسرحية وفنية ونقدية، منها (١٠) بحوث في محلات

له كتاب: مقاربات نقدية. وترجم ثلاث مسرحيات من الإنجليزية لهارول بنتر، ووليم ساروبان، وأبسن.

وطبعت رسالته في الدكتوراه بعنوان: مفهوم الضوء والظلام في العرض المسرحي<sup>(۱۲)</sup>.

جلال الحنفي = جلال محيي الدين الحنفي

جلال أبو الدهب = محمد جلال أبو الدهب

(٣) موسوعة أعلام الموصل، وكالة أنباء الشعر (٣٠١ ١هـ).

٢٠٠٥/١/١٨)، معجم المؤلفين والكُتاب العراقيين ٢٣/٢،

موسوعة أعلام العراق ٤٢/١، معجم المؤلفين العراقيين

(٢) ملحق موسوعة السياسة ص ٢٠٨، القاموس السياسي

١/١٥٨، موسوعة أعلام الموصل.

ص ٤٨٠، الموسوعة الحرة ١٣/٢/١٢ ٢٥.

#### جلال الرفاعي (١٣٦٦ - ١٤٣٣ هـ = ١٩٤٦ - ٢٠١٢م) رسّام کارپکاتير.



ولادته في قرية كفر العين التابعة لرام الله. درس الإخراج الصحفى في بريطانيا وتعلم الرسوم المتحركة. عمل في صحيفة (البيان) الإماراتية، ثم انتقل إلى عمّان ليعمل رسامًا متفرغًا في صحيفة الدستور حتى وفاته، وكان أول من خطُّ عناوين الصحيفة، ونشر عام ١٣٩١هـ (١٩٧١م) أول رسوماته على صفحاتما، وكانت القضية الفلسطينية تمثل حانبًا كبيرًا من رسوماته، واهتم بالمواهب الشابة، وأشرف على صفحة خاصة برسامي الكاريكاتير الجدد في الأردن، كما أشرف فنيًا على عدد من المحلات والصحف العربية الصادرة في لندن، ورأس رابطة رسّامي الكاريكاتير في الأردن، وحاز جوائز، منها جائزة هشام وعلى حافظ. توفي يوم الثلاثاء الأول من شهر رجب، ٢٢ أيار (مايو).



انموذج من رسوم جلال الرفاعي

وله ثمانية كتب في فنّ الكاريكاتير، منها: مكانك سر، هموم الناس، ثورة الحجارة، كاريكاتير جلال الرفاعي(١).

(١) الرياض ع ١٦٠٣٨ (١/٤٣٣/٧)، وكالة معا

جلال أبو زيد (١٣٥٩ - ١٤١٥ه = ١٩٤٠ - ١٩٩٤م) صحفى وناقد فني.



وُلد في مدينة بور سعيد، ومارس العمل الصحفى أثناء دراسته في كلية التجارة، حيث شارك في تحرير بعلة «أخبار بور سعيد»، وتعاون مع صحف القاهرة، وعقب نيله إجازة من كلية التجارة، ترك مصر إلى السعودية للعمل محاسباً في بنك الرياض، ثم كان مديراً لمكتب إحدى شركات الأدوية وأحد محلات العطور الكبرى، وخلال مدة عمله هذه تعاون مع معظم صحف السعودية وبحلاتها، وأسهم في تأسيس الصفحات الفنية فيها، منها أنه كان مديراً لمكتب جريدة الندوة في جدة، كما قدم أعماله للإذاعة والتلفاز. وعدَّ أحد أوائل النقاد الفنيين في السعودية التي أقام فيها منذ عام ١٣٨٣هـ حتى وفاته، وكانت له علاقات وثيقة بفنانيها، وتتلمذ على يديه العديد من نقّادها الفنيين(٢).

جلال سعد البشار (۱۹۰۰ - ۱۹۲۷ه = ۲۰۰۱ - ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

جلال السيد = جلال بن أحمد السيد

جلال شافعي العشري (١٣٥٨ - ١٤٠٩ه = ١٩٣٩ - ١٩٨٩م) ناقد فني.



ولد في المحلة الكبرى بمصر، وحصل على إجازة في الفلسفة من جامعة القاهرة. ثم عمل في الصحافة، وكان سكرتيراً لتحرير بحلة «الفكر المعاصر» ثم مديراً لتحرير محلة «المحلة» وبحلة «الشعر». وعمل ناقداً أدبياً وفنياً بمجلة الإذاعة والتلفزيون، وأستاذاً محاضراً بالمعهد العالى للفنون المسرحية، والمعهد العالى للنقد الفني. توفي بالقاهرة. له ترجمات من الأدب الغربي في الأدب والمسرح، ومجموعة من الكتب المطبوعة في الآداب والنقد المسرحي من تأليفه. وعما صدر له: الإنسان يعلو على الإنسان: دراسة نقدية، طبع في آخر كتاب «أكل عيش» لمصطفى محمود، ثقافة بلا دموع، حقيقة الفلسفات الإسلامية، فكرة المسرح/ فرنسيس فرجسون (ترجمة وتعليق)، مصطفى محمود شاهد على عصره، الموسوعة الفلسفية المختصرة (ترجمة بالاشتراك مع آخرين)، العقاد والعقادية، المسرح فنّ وتاريخ، ألبير كامى وأدب التمرد/ جون كروكشانك (ترجمة). وصدر بعد وفاته عن الهيئة المصرية العامة للكتاب: مختارات من مؤلفات جلال العشري (۲۰۷ ص)(۱).

(٣) الشرق الأوسط ١٥/٤/٥هـ، الفيصل س ١ ع ٣ (رمضان ١٣٩٧). الإخبارية ٢٠١٢/٥/٢٢ ، الرأي ٢٠ مايو ٢٠١٢م. (٢) الجزيرة ع ٦٩٥٥ (٧/٤١٣ هـ)، الفيصل ع ٢١٤ (ربيع الأخر ١٤٤٥هـ) ص ١٣٧.

#### جلال شوقي (۰۰۰ - ۱٤۲۲هـ = ۰۰۰ - ۲۰۰۱م)

مهندس أكاديمي. هو جلال شوقي أحمد شوقي.

من مصر. أستاذ التصميم الميكانيكي بكلية المندسة في جامعة القاهرة منذ عام ١٣٨٦هـ، ثم صار رئيسًا لقسم التصميم المذكور، عميد ومؤسِّس كلية الهندسة بجامعة قطر. وأُعير إلى كلية الهندسة بجامعة حلب، ولاحظ هناك وجود مخطوطات نادرة تتضمن جزءًا من إنجازات المسلمين في الرياضيات وعلم الميكانيكا، فاهتم بها، وعكف على دراستها وتحليلها، حتى ظهر كتابه الأول في هذا المحال بعنوان "تراث العرب في الميكانيكا"، وكان هذا الكتاب فاتحة لنتاج ضخم تضمن كتبًا أخرى في تاريخ العلوم عند المسلمين. نشر مايفوق (١٥٠) بحثًا علميًّا محكمًا في الدوريات والمحلات العلمية والهندسية المتخصصة بأوروبا وأمريكا واليابان والدول العربية، كما اشترك في مؤتمرات علمية وهندسية وصناعية. وبين بحوثه مايزيد على (٦٠) بحثًا في التراث الإسلامي، نُشرت في المحلات والدوريات والمحامع المختصة بمختلف الدول العربية والإسلامية، هذا إضافة إلى ثمانية كتب في محال التصميم الميكانيكي والإنتاج. وقد أدرج اسمه في السجل العالمي لمؤرخي الرياضيات في عام ١٩٧٨م، كما اختير عضوًا في اتحاد المؤرخين العرب ببغداد. وتوفي يوم الجمعة ٢٩ من شهر رمضان، ١٤

وقفت على مؤلفات تحمل هذا اسمه الثنائي في تخصصه أو قريباً منه، وهي: إسهام علماء المسلمين في الرياضيات/ على عبدالله الدفاع (تعريب وتعليق)، أصول الحيل المندسية في الترجمات العربية، أعلام الفيزياء في الإسلام (مع على الدفاع)، الأعمال الرياضية لبهاء الدين العاملي (تحقيق وشرح وتحليل، سبق صدوره بعنوان: رياضيات

بحاء الدين العاملي)، العلوم الرياضية في الحضارة الإسلامية ( مع الدفاع)، العلوم العقلية في المتقلية في المتكانكا(١).



جلال شومان = محمد جلال بن محمد جميل شومان

**جلال عامر** (۱۳۷۲ – ۱۶۳۳ ه = ۱۹۵۲ – ۲۰۱۲م) کاتب ساخر.



من الإسكندرية. تحريّج في الكلية الحربية، ودرس القانون في كلية الحقوق، والفلسفة في كلية الحقوق، والفلسفة (أكتوبر ١٩٧٣م)، وكتب في حريدة (الأهالي) الصادرة عن حزب التجمع (اليساري)، كما عمل في جريدة (القاهرة) الأسبوعية، وكتب عمودًا يوميًا في حريدة

(١) مما كتبه عبدالفتاح أبو العبد في صحيفة الأهرام ع ٢٣٦٥ (٢٨) وإضافات مسردية.

(المصري اليوم) تحت عنوان (تخاريف)، وكان معروفًا بالكتابة الساخرة. توثي صباح يوم الأحد ٢٠ ربيع الأول، ١٢ فبراير. ومن كتبه: مصر على كف عفريت(١).

> جلال عبدالرحمن = جلال الدين عبدالرحمن جلال

**جلال عبدالعزيز** (۱۳٤۷ – ۱۶۳۰ هـ = ۱۹۲۹ – ۲۰۰۹م) مهندس داعية.



ولد في مدينة الإسكندرية، وانتقل مع والده إلى شربين، حصل على شهادة المدرسة الثانوية الصناعية بدمياط، ثم عمل مهندساً في وزارة الاتصالات، ومديراً عاماً للهواتف بكفر الشيخ، وعُيِّن في نقابة المهندسين، وقد تعرُّف على دعوة الإخوان المسلمين في وقت مبكر، والتقى بالإمام حسن البنا، شارك في نشر الدعوة بكفر الشيخ، وترقَّى إلى أن كان أحد رجال النظام الخاص، عما عرّضه للاعتقال بعد حل الجماعة، وبعد خروجه شارك إخوانه في العمل الدعوي. وبعد الثورة ناله ما نال الإخوان في محنة أكتوبر ١٩٥٤م، فاعتقل بعد حادثة المنشية، وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات، ولمزيد من تعديبه أرسل مع آخرين إلى سجن الواحات داخل الصحراء الغربية، وكان شديد الحرارة، غير أنه

 (۲) اليوم السابع ۲۰۱۲/۲/۱۲م، العربية نت ۱٤٣٣/٣/۱۲م، الموسوعة الحرة ۲۰۱۲/۲/۱۳م.

وإخوانه حوّلوا السجن إلى مدرسة تعلم فيها الحميع العلوم الشرعية والمهن الحرفية، وحوَّلوا الصحراء الجرداء إلى أرض خضراء، مما ساء المسؤولين، فأمر عبدالناصر بترحيلهم إلى سجن آخر، وهم قد ازدادوا إصراراً وتمسكاً بتعاليم دعوتهم... وماكاد يهنأ بالخروج حتى قُبض عليه مرة أخرى، وقضى في السجن ما يقرب من (٦) أعوام، وقد سجن لفترات طويلة مع الشهيد سيد قطب، وبعد خروجه تابع مسيرته الدعوية، وخاصة في محافظة كفر الشيخ، ويرسّخ مع إحوانه في نفوس الشباب معانى التربية الصحيحة على منهج الكتاب والسنة، بعيداً عن التكفير وما إليه، وانتخب عضواً في مجلس شورى الحماعة، ومسؤولاً عن مكتب إداري الإحوان بكفر الشيخ حتى توفاه الله، يوم الخميس ٣٠ ذي الحجة، ١٧ ديسمبر(١).

جلال عبدالفتاح الملاح (۰۰۰ - ۱۶۳۰ هـ = ۰۰۰ - ۲۰۰۹) (تكملة معجم المؤلفين)

جلال عیسی = جلال مصطفی عیسی

جلال الغزالي (١٣٥٤ - ١٤٢٨ = ١٩٣٥ - ٢٠٠٧م) كاتب درامي.

من مصر. أحد رواد الدراما التلفزيونية في بلده. مارس مهنة المونتاج في عدد من الأفلام، ثم تحوّل إلى كتابة المسلسلات والسهرات، وقدَّم أكثر من (٢٠٠) عمل درامي، واعتقل بسبب مسلسل (رأس القط) لما كان فيه من نقد لتوجه السلطة، وكان ضدً التطبيع مع الكيان اليهودي، وتوقف عن الكتابة بعد خروجه من السجن، لعدم عن الكتابة بعد خروجه من السجن، لعدم الكيان ويكي (استفيد منه في ربع الآخر ١٤٣٢هم).

السماح بعرض أي عمل له. ومات في شهر محرم.

وقد كتب قصصًا لم تنشر، منها قصة (المفيش)، التي نشرت بعد وفاته في موقع (٢).

جلال فاروق الشريف (۱۳۶۶ – ۱۹۲۳ه = ۱۹۲۰ – ۱۹۸۳م) صحفی کاتب مترجم.

ولد في ذمشق، نال إجازة في الحقوق من جامعتها. عمل في التعليم والصحافة، ورأس جريدة «الوحدة» في دمشق، وشارك في تأسيس جريدة «تشرين» أوائل السبعينات الميلادية، ورأس تحرير مجلة «الموقف الأدبي» التي يصدرها اتحاد الكتاب العرب، وكان أحد أعضاء المكتب التنفيذي فيه. وبدأ نشر مقالاته في مجلة «الأديب» البيروتية، و«البعث» البيروتية،



جلال الشريف رأس تحرير مجلة (الموقف الأدبي)

أعماله المطبوعة: عناقيد القصب: مختارات من الأدب الأميركي، مراسلات غوركي (٢) موقع صحافة للجميع (٢٠٠٧/١/٢١م)، موقع منال وآلاء...(٢٠٠٧/٢/١٣م).

تشيخوف، مقابلات مع مكسيم غوركي، الدعاية السياسية في خدمة الإعلام العربي، علم الأدب السوفياتي، الثورة العربية كما يراها اليسار الغربي، ماياكوفسكي شاعر الثورة الاشتراكية: في الشعر السوفياتي، بعض قضايا الفكر العربي المعاصر: دراسة أيديولوجية، الشعر العربي الحديث: دراسة تحليلية (۱۳).

# جلال محمد صالح (۱۳۵۱ - ۲۵۱۵ه = ۱۹۳۲ - ۲۰۰۶م)

من كركوك بالعراق. حاز دكتوراه فلسفة ثم دكتوراه علوم في الكيمياء الفيزيائية بجامعة كوينز بلفاست في إنجلترا، وزمالة جمعية الكيمياء الملكية البريطانية، ثم عمل أستاذًا أول في كلية العلوم بجامعة بغداد، ورئيسًا لقسم الكيمياء بما، وعميدًا للكلية، ولكلية العلوم بجامعة صدام، عضو تحرير بمحلة المعلوم بجامعة العراقية للكيمياء، وبحلة العلوم، وعضو أكاديمية العلوم لدول المعالم الثالث، وكانت له تخصصات دقيقة وعميقة في الكيمياء.

نشر ما يقرب من (۲۰۰) بحث في دوريات عالمية وعربية وعراقية.

مؤلفاته المطبوعة: النظام الآممي للوحدات، المرشد في تدريس الكيمياء الكيمياء الكهربائية، الداينمك الكيميائي والكيمياء الضوئية، كيمياء السطح والعوامل المساعدة، كيمياء الغرويات والسطوح البينية، الداينميك الكيميائي والكيمياء العضوية، الدينمية الحرارية وتطبيقاتها في الكيمياء، مرشد المدرسين، كيمياء التآكل، التفاعلات على السطوح الفقرية (دكتوراه)، النظام

(٢) شخصيات سووية ص ٧٦، أعضاء اتحاد الكتاب العرب
 ص ٧٨٩، رواية اسمها سووية ص ١١٩٣، الموسوعة الصحفية العربية ٨٢/١

البرجحي للوحدات. إضافة إلى كتب الكيمياء الدراسية، ومقررات الاتحاد الدولي للكيمياء الصرفة والتطبيقية(١).

#### جلال محمود معوَّض (۱۳۲۹ – ۱۹۲۸ه؟ = ۱۹۳۰ – ۱۹۹۷م) مذیع.



ولد في أسيوط. أُجيز في الآداب من جامعة فؤاد الأول. عمل مترجماً في مراقبة الأخبار بالإذاعة المصرية، ثم مذيعاً، فكبير المذيعين، ثم أسند إليه الإشراف على الموسيقى. أُبعد عن الإذاعة عام ١٩٧١ه (١٩٧١م) ونقل إلى وزارة الثقافة مديراً للعلاقات الخارجية. عضو بحلس إدارة نادي الزمالك الرياضي. قدم العديد من البرامج، ولقب بد «مذيع قدم العديد من البرامج، ولقب بد «مذيع الثورة»، فكان أول مذيع يقرأ بياناتما، وكان المذيع الوحيد الذي يقدم جمال عبدالناصر الما يستفالات".

## جلال محيي الدين الحنفي (١٣٣٣ - ١٩٢٧ه = ١٩١٤ - ٢٠٠٦م)

كاتب وباحث موسوعي محقق.

اسمه الكامل «جلال الحنفي بن محيي الدين البغدادي بن مصطفى بن ملا محمود البغدادي».



ولد في بغداد، اعتمر العمامة سنة ١٣٥٢هـ، وكان باحثًا موسوعيًا، ذا رؤية للحياة منذ طفولته. تعلم في المدارس الرسمية، واكتفى بطلب العلم، اشتغل بدراسة اللغة العربية والاهتمام يبحوثها، رئيس تحرير محلة «الناشئة الإسلامية» الأسبوعية، من أعضاء الهيئة المؤسسة لجمعية الناشئة المذكورة. تطرق في مؤلفاته إلى موضوعات كثيرة. مات في الشهر الأول أو الثاني من السنة الهجرية. من مؤلفاته المطبوعة: آيات من سورة النساء، أحاديث من وراء المايكروفون، أعيان البصرة/ لعبدالله باش أعيان العباسي (تحقيق)، الأمثال البغدادية (٢مج)، الأيمان البغدادية، بقايا ديوان (شعر)، بغداد: حياتما اليومية - شمائلها في عشرينات القرن العشرين، بين الفتحة والألف أو بين الألف والفتحة: دراسة صوتية، التشريع الإسلامي: تاريخه وفلسفته (جرا)، ثلاث سنوات جوار الميتم الإسلامي ببغداد، الدر النقى في علم الموسيقي/ المسلِّم الموصلي (تحقيق)، صدام وقادسية صدام، المرأة في القرآن الكريم، معجم اللغة العامية البغدادية (٢مج)، المفتون البغداديون والمقام العراقي. وكتب أخرى ذكرتها له في (تكملة معجم المؤلفين)(٣).

# جلال مصطفی عیسی (۱۳۵۱ – ۱۹۲۷ه = ۱۹۳۷ – ۲۰۰۰م)

صحفي حزبي.

من محافظة المنوفية عصر. تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة. عمل محرراً في جريدة الأخبار منذ عام ١٣٨٠ه، وتدرج حتى صار مديراً لها. رأس تحرير محلة «آخر ساعة» وصحيفة «الرأي للشعب». وكيل نقابة الصحافة. أمين عام الجلس الأعلى للصحافة. رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الشعب. عضو مؤسّس للحزب الوطني الديمقراطي، عضو في عدة مجالس، منها: الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورئيس لجنة الإعلام الديني بالجلس، لجنة تقنين الصحافة، مجلس إدارة الجمعية الإسلامية العالمية للصحة النفسية، مجلس إدارة جمعية تيسير الحج، الجمعية العربية لحقوق الإنسان، وجمعيات خيرية. مثَّل مصر ورأس وفد نقابة الصحفيين إلى عدد من دول العالم لتوقيع اتفاقيات التعاون، وشارك في مؤتمرات المحامين العرب في الدول العربية(1).



جلال مصطفى عيسى رأس تحرير مجلة (آخو ساعة)

جلال الدين بن جميل الدهان (١٣٤٣ - ١٩٢١ه = ١٩٢٤ - ١٩٨٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

جلال اللين الحمامصي (١٣٣٢ - ١٤٠٨ = ١٩١٣ - ١٩٨٨م) كاتب صحفي، من رواد الصحافة بمصر.

 (٣) تأريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري ص ١٣٢١، أعلام الأدب في القرن الحديث ٥٤٨/٢، موسوعة أعلام العراق ٤٢/١، معجم المؤلفين العراقيين ١/٥٧٠، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٢١/٢، معجم الشعراء من العصر الجاهلي ٤٤١٨/١، وحديث عنه وتعليق في شخصيات من تاريخ الكويت ص ٣٤٤٠.

 <sup>(</sup>١) الموقع الرسمي لكلية العلوم بجامعة بغداد (١٤٣٣ه)،
 معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٢٦/٢، معجم المؤلفين
 العراقيين ٢٠٥٩/١، موسوعة أعلام العراق ٢٥٥٢.

 <sup>(</sup>٢) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص ٩٠، موسوعة أعلام مصر ص ١٥٧، ورسمه من موقع أسواق المرهد.



تحرّج في كلية الهندسة. بدأ العمل الصحفي عام ١٣٥٤ه (١٩٣٥م محرراً رياضياً بجريدة (الأهرام)، ثم رئيساً للقسم الرياضي بحريدة (روز كوكب الشرق)، انضم إلى أسرة (روز اليوسف) في (دار الهلال)، ومنها إلى رئاسة عرير حريدة (الزمان)، ثم حريدة (الأخبار) عند إنشائها. كما تولَّى منصب نائب المدير العام لدار التحرير للطباعة والنشر، رئيس العام لدار التحرير للطباعة والنشر، رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط، ورئيس تحرير (الأخبار) مرة أخرى. توفي بتاريخ ١٩ يناير، (المجادي الآخرة.



جلال الدين الحمامصي رأس تحرير جريدة (الأخبار)

#### ومما گُتب فيه:

جلال الدين الحمامصي ودخان لا يطير في الهواء/ محمود فوزي.

جلال الدين الحمامصي: فارس في بلاط صاحبة الجلالة/ أسرة أخبار اليوم.

ومن أعماله: حوار وراء الأسوار، القربة المقطوعة، ماذا في السودان، من الخبر إلى الموضوع الصحفي (١).

(١) ملكرات الصحفيين في خدمة السلطة ص ٢٠١، أعلام مصر في القرن العشرين ص ٢٥١، الشرق الأوسط ع ٣٣٤١ (٢.٤٠٨/٦/٢)

#### جلال الدين عبدالرحمن جلال (۰۰۰ - ۱٤۲۷ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۱م)

فقيه أصولي. وهو نفسه «جلال عبدالرحمن». من مصر. حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة الأزهر عام ١٣٩٦ه، أستاذ أصول الفقه في كلية الشريعة بجامعة القاهرة، وفي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. مات في الأسبوع الأخير من شهر محرم، وشهر شباط (فبراير).

له مؤلفات متخصصة دقيقة، منها: القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه (أصله دكتوراه)، الإجمال والبيان ووصفهما في نصوص الأحكام، النسخ: حقيقته وأحكامه. ووقفت له على أربعة كتب، عنوانها الأساسي: «غاية الوصول إلى دقائق الأصول» وعناويتها الفرعية على التوالي: أركان الحكم، الأدلة المختلف فيها، في المبادئ والمقدمات، النسخ.

جلال الدين بن القاسم الأرموي (١٣٢٣ - ١٣٩٩هـ = ١٩٠٥ - ١٩٧٩م) محدّث، من الشيعة الإمامية.

ولد في أرومية بإيران، بعد أن حصل مقدِّمات العلوم انتقل إلى مشهد الرضاء ثم طهران لينال منها الدكتوراه، واختير أستاذاً في جامعة طهران. أجيز بإجازات حديثية كثيرة من علماء الشيعة بإيران والعراق، ومن شيوخه الذين أجازوه آقا برزك الطهراني، وعمد على المعزي الدزفولي. وكان يرى أن الحق لا يوجد إلا في الأحاديث المأثورة عن الحق لا يوجد إلا في الأحاديث المأثورة عن الله باتباعهم والأخذ منهم، ولذا كان شديد الذبِّ عن مذهبهم، حادً اللسان مع من الذبِّ عن مذهبهم، حادً اللسان مع من يادله في ذلك.

بلغت الكتب التي حققها وسعى إلى طبعها (٤٥) كتاباً عربياً وفارسياً، منها: الصوارم المهرقة، فيض الإله، المحاسن للبرقي، النقض،

ديوان الراوندي، آثار الوزراء، جلاء الأذهان، نسائم الأزهار، تفسير الشريف اللاهجي، رجال الرقي، شرح مصباح الشريعة، ثلاث رسائل في الرجال، الغارات، الإيضاح لابن شاذان. وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

جلال الدين النقاش (١٣٢٨ - ١٩٨٩ه = ١٩١١ - ١٩٨٩م) أديب وشاعر غنائي.



ولد في تونس. تخرّج في جامعة الزيتونة. نشر قصائده في مجالات: «العالم الأدبي» و «الندوة» بتونس. شعره غنائي يتسم بالرقة، ويغلب الافتعال على قصائده الوطنية. كان أحد أبرز عناصر جماعة (تحت السور) التي أثرت في الحركة الثقافية التونسية شعراً وقصة ونقداً ومسرحاً وموسيقى وغير ذلك. تعامل مع جارٌ رجال الموسيقى والمطربين المعروفين، مات في ٢ شوال، ٣٠٠ نيسان (أبريل).

وله بحموعة من التآليف، منها: ديوان شعر، رواية سقوط قرطاجنة أو مهرية الأغلبية، المأمون العباسي، المعز لدين الله، خير الدين، رجال ممتازون، مذكرات ملقن، عبدالله بن المعتز، تاريخ الأدب التونسي. وأعدَّ مجموعة

 (۲) تراجم الرحال ۱۲۸/۱، وله ترجمة في مقدمة كتاب «الفهرست لابن بابویه القمي (بالفارسیة) وفیه وفاته ۱۳۹۸هـ.

(كليلة ودمنة) بشكل طريف وممتع(١).

#### جلبهار ممتاز (۱۳۲۰ - ۱۳۳۶ه = ۱۹۴۱ - ۲۰۱۳م) کاتبة ومنتجة.

من مواليد بيروت، أسّست أول شركة خاصة للإنتاج التلفزيوني بلبنان في سنة ١٣٨٤هـ الإنتاج المشركة بيروت للإنتاج الفني»، وتمَّ إنتاج ما يقارب (٢٧) مسلسلاً تلفزيونياً تاريخياً ومعاصراً، ودامت (١٧) عاماً. وأثناء الحرب الأهلية سافرت إلى أثينا وأسّست بمفردها أوديو»، وكتبت وأنتجت (١١) مسلسلاً تلفزيونياً أهمها "كان يا ماكان". ثم انتقلت ألى دبي عام ، ٢٤ اهم، وأسّست وكالة أنباء عربية مرئية، وتفرّغت لكتابة المسلسلات عربية مرئية، وتوفيت في دبي يوم الخميس ١٤ مرتين". وتوفيت في دبي يوم الخميس ١٤ مرتين".

جلول البدوي = أحمد جلولي البدوي

جليل حبوش = محمد جليل حبوش

جليل رشيد فالح (١٣٥٩ - ١٤١٥هـ = ١٩٤٠ - ١٩٩٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### جليل القيسي (١٣٥٤ – ١٤٢٧هـ = ١٩٣٥ – ٢٠٠٦م) أديب.

 (١) أحداث العالم في القرن العشرين ١٩٩٩، ديوان الشعر العربي ١٨١/١، القبروان في قلوب الشعراء ص ١٣١ (وفيه وفاته ١٩٨٩م)، مشاهير التونسيين ص ١٥١.

(٢) السينما كوم (٤٣٤هه)، السياسة (الكويت) ٢٠/٥/٣١، ٢م. واسمها يكتب أيضاً (كالبهار) وتعني بالفارسية ورد الربيع.

من كركوك بالعراق. من أب عربي وأم كردية، وتزوج أرمنية. أحد أعضاء «جماعة كركوك» الأدبية، ذات الأسلوب أو النزعة الغربية. وكان متشبقًا بكركوك لا يغادرها، ويغلب عليه الانطواء ولا يحبُّ الظهور. مات في ٢ رجب، ٢٧ تموز.

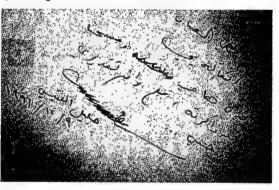

جليل القيسي (خطه وتوقيعه)

وكُتب فيه: القصة القصيرة عند جليل القيسي: دراسة نفسية وفنية/ سنان عبدالعزيز عبدالرحيم (أصله ماجستير).

له آثار أدبية من قصص ومسرحيات، هي: حيفارا عاد افتحوا الأبواب، زليخا البعد يقترب، شفاه حزينة، صهيل المارة حول العالم، غداً يجب أن أرحل، فراشات ملونة، في زورق واحد، عملكة الانعكاسات الضوئية، وداعاً أيها الشعراء: سبع مسرحيات من فصل واحد، ومضات من خلال موشور الذاكرة: أربع مسرحيات من فصل واحداً.

(٣) الرياض ع ١٣٩٢٦ (١٦/٧/١٦) ده)، معجم المؤلفين
 العراقيين ١٩٦٢، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٢/٧٧.

جليل كريم أبو الحَبّ (١٣٤٦ - ١٣٤٦ه = ١٩٢٧ - ٢٠١٠) باحث علمي.



من مواليد كربلاء. حصل على الإجازة والماجستير والدكتوراه من جامعة كاليفورنيا

بأمريكا في العلوم الزراعية. عاد وعمل في جامعة بغداد، وكلية الطبّ بجامعة المستنصرية، وعيِّن مسؤولًا عن وحدة الحكم في قسم بحوث الوقاية في (أبو غريب)، وكان متخصصًا في وقاية النبات قسم الحشرات الطبية. قام بزيارات خارج العراق، وحضر ندوات

ومؤتمرات علمية، ونفذ دراسات في الذبابة السوداء، والبعوض، والحرمس. وكان عضو لحنة مواصفات المبيدات، ولجنة البحوث التطبيقية الصناعية. توفي يوم ١٩ محرم، ٤ كانون الثاني.

له أكثر من (١٠٠) بحث منشور ومقبول للنشر باللغتين العربية والإنجليزية، وله (١٦) كتابًا بين تأليف وترجمة، المؤلّف منها: الحشرات الطبية والبيطرية في العراق، الحشرات الناقلة للأمراض، الأرضة دابَّة الأرض، المبيدات، الطيور الضارة والوقاية منها، الآفات الحيوانية، الآفات الحيوانية اللاحشرية (العملي)، الحشرات المنزلية ومكافحتها، الخلم آفة زراعية، الفاروا آفة غل العسل، نقل الجاحظ من أرسطو

بالحيوان، حصر عائلة الحرمس في العراق، حصر القمل العاض على الخفافيش والحمام في منطقة بغداد. وترجماته في (تكملة معجم المولفين)(١).

#### جليلة محمد فؤاد رضا (PTY! - 1731a = +721 - 1++74) شاعرة.

ولدت في الإسكندرية. تعلمت في مدرسة (مارس).

كُتب في شعرها رسالة جامعية بعنوان: حليلة رضا: حياتها وشعرها/ أحمد محمد أمين الصواف (رسالة ماجستير - جامعة الأزهر، ١٠١٨ه).

الراهبات الفرنسية بالقاهرة، نظمت الأزجال والأغابي، تزوجت وهي صغيرة من قاض يعمل بالصعيد وأنجبت طفلين أصيب أحدهما بحرض عقلى، ثم ترمّلت فتزوجت محمد السوادي صاحب بحلة «السوادي»، لكن المنية عاجلته، فقالت في المناسبتين شعرًا وسببتا لها حزناً عميقاً. تعرَّفت على إبراهيم ناجى ومحمد الأسمر وساعداها في نشر نتاجها بحريدة الزمان. وكانت عضوًا في لجنة الشعر بالمحلس القومي، وفي اتحاد الكُتاب، ورابطة الأدب الحديث، وحصّلت جوائز. ماتت في ۱۷ ذي الحجة، ۱۲ آذار

دواوينها: اللحن الباكي، اللحن الثائر، الأجنحة البيضاء، أنا والليل، صلاة إلى الكلمة، العودة إلى المحارة، خدش في جرّة (مسرحية شعرية). ولها أيضاً: تحت شجرة الجميز (رواية)، وقفه مع الشعر والشعراء، صفحات من حياتي(١).

تعالى انني يَعِظَى <u>انجوب البدت في حيرة \_</u> مناع الناسي لكن سأطوى الليل منتظرة ..... يَركنك منذ إيام لتكشئي ردى الكدير مأ لملتت الجناح الحر فوعال النهر يتحالى و المسسى كتنى وعود فالكيم.. يانكوت. س

عَـ كَيْكُوْرِ تَصْرِيهِ لِلْجِي. حُو الفَسْطَالِةُ خُرِي . ترعد أعرنت سوللخاب وسالغيه الحري عَـى أ منحت - سيدى - منياء قبل الويرو وهل حصّنت أعملتا وظلا يؤنس العيدم وصل صبط الجناع على حيال عوالمي الكري ..?

جليلة رضا (خطها)

جمال إبراهيم = جمال حسين آل إبراهيم

جمال إبراهيم بُرعي (١٠٠٠ - ١٤٢٧هـ = ٢٠٠٠ - ٢٠٠١م) (تكملة معجم المؤلفين)

جمال إبراهيم العراقي (٠٠٠ - ٢٤١٩ = ٠٠٠ - ٢٠٠٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

جمال الأتاسي = جمال صالح الأتاسي

جمال أحمد البنا (ATT - 373 1a = + 7 P 1 - 7 ( + 74) ناشط ومثقف عمالي، كاتب وباحث منحرف في الفكر الإسلامي.



ولد في المحمودية بمحافظة البحيرة في مصر. شقيق الإمام حسن البنا مؤسس دعوة الإخوان المسلمين. تمرّد على التعليم النظامي حين رفض أن يعتذر إلى أستاذه الإنحليزي بتعبير فيه مساس بكرامته، فترك مدرسة الخديوية الثانوية، وتحت ضغط الأسرة

حصل على شهادة التجارة المتوسطة عام ١٣٥٦ه. واشتغل طوال حياته بدراسة الحركة العمالية والتنظيمات اليسارية في العالم، وألف عشرات الكتب حول قضايا العمل والعمال والنقابات، كما عمل محاضرًا في الجامعة العمالية والمعاهد المتخصصة، وخبيرًا في منظمة العمل العربية، وذكر أن اهتمامه بمذا الجانب من منطلقات قرآنية وليس من منطلق يساري أو اشتراكى، حيث إن (الجماهير) هم أول من آمنوا بالأديان... وأنه لم يجد في الساحة من يوليه الاهتمام الواحب، وأنه لم يدخل في أي تنظيم يساري طوال حياته، وأنه لا يقبل أن يُقال عنه إنه يساري، ولا يعني هذا عدم دراسة الحركة الشيوعية واليسارية والإشارة إلى مواطن السلب والإيجاب فيها، وأنه مهما ذهب بكتاباته عينًا أو يسارًا فلا يستطيع أن يقطع حبال الودِّ مع جماعة الإخوان، وقد اعتُقل معهم عام ١٣٦٨ه (١٩٤٨م) وظلَّ بالمعتقل عامًا وبعض عام، وتعلم الإنحليزية بالسجن، وأن كل ما كتبه عن الإخوان (یعنی من نقد) هو خدمة ونصح طم، وأن دوره دور (المنظّر) و (المكمل) للحركة الإسلامية، وأنه واحد عمن يرغبون لها أن تسير مع تطور الأحداث والمواقف. وقد قام في بواكير شبابه عام ١٣٦٦هـ (١٩٤٦م)

<sup>(</sup>١) الشبكة العراقية لنخلة التمر (١٤٣٣هـ)، معجم المولفين والكتاب العراقيين ٧١/٢.

<sup>(</sup>٢) الضاد (أيلول ٢٠٠٤م) ص ٢٦، معجم البابطين ١/٦٥٦، موسوعة شاعرات العرب ١/٩٥١، الموسوعة العربية الميسرة ٨٨٠/٢ (وولادتما فيه ١٩١٥م)، ١٠٠٠٠ شخصية نسالية مصرية رقم (١٠٨) وفيه ولادتما ١٩١٧م.

بتأسيس (حزب العمل الوطني الاجتماعي) الذي تحول بعد الصدام مع السلطة ونصيحة الإمام حسن البنا له إلى (جماعة العمل الوطني الاجتماعي). كما عمل سكرتيرًا لمحلة (الشهاب) بطلب من الإمام، فأجاب بشرط احتفاظه بالحرية الفكرية الكاملة. كما أسَّس عددًا من الصحف ولكنها أغلقت لأسباب. وكتب مقالات كثيرة. وامتلك واحدة من أغنى المكتبات في القاهرة، وأسس دار الفكر الإسلامي ونشر من خلالها كتبه. ولم يتزوج. ولم ينضم إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتوجه إلى دراسة الشريعة وعلومها من بعد، بفكر حرّ من غير التزام بقواعد متفق عليها بين العلماء والمتحصصين في علوم الدين الإسلامي، فشذَّ في اجتهاداته ولم يوفق في بحوثه الفكرية الإسلامية، ونقم عليه العلماء والمفكرون المسلمون الملتزمون وردوا عليه، ولم يأبه بآرائه المسلمون ولم يأخذوا بها، ونظروا إليه نظرة غير مرضية، واعتبروا أفكاره شاذة ومنكرة، وأنه ليس من أهل العلم أصلًا. وصرَّح في لقاء معه أن (مفتاح شخصيته هو الاستقلال بالرأي)، وأنه ما زال محتفظًا بعدًا الاستقلال. وكتابه «السنة ودورها في الفقه الجديد» حافل بالانتقادات واللوم والسخط على الفقهاء والمحدِّثين، وهي إعادة لما قيل من قبل الخوارج والمعتزلة والشيعة والمستشرقين، ورأى عدم تأييد ما جاءت به السنة الفعلية من أحكام وعبادات. وذكر صاحب كتاب «جمال البنا والإسلام على الطريقة الأمريكية» أنه كان (يبطل تطبيق الشريعة، ويسقط القواعد الشرعية التي تحكم العلاقة بين الجنسين، ويبيح تبادل القبلات بينهما، والزواج بالاتفاق دون ولي أو شهود، ويبيح الزنا على أساس أن الزنية الأولى هي شيء من اللمم)!. وذكر أنه أعوذج لما تطلبه أمريكا للإسلام. وفي تعليق بالشبكة العالمية - لم أتحرّه- أنه أيّد التدخل الأمريكي في العراق، واعتبر الوقوف بجانب العدو

الأمريكي جهادًا، ومحاربة أمريكا إرهابًا!! ونُقلت أفكار أخرى عنه من هذا القبيل تدنُّ على شذوذ ونكرة وخروج عن الحدِّ المسموح به أو النطاق المتفق عليه. وقد توفي يوم الأربعاء ١٨ ربيع الأول، ٣٠ يناير. وماكتب فيه عدا ما ذُكر:

التوظيف الحداثي لآيات المرأة وإشكالياته: جمال البنا نموذجًا/ كفاح كامل أبو هنود. وله أكثر من (١٥٠) كتابًا، من عناوينها: الحجاب، المرأة المسلمة بين تحرير القرآن وتقييد الفقهاء، ثلاث عقبات في الطريق المرأة المحد، ديمقراطية جديدة، جواز إمامة المرأة الرجال، الأصول الفكرية للدولة الإسلامية، بعد الإحوان المسلمين، نحو فقه النقابي المقارن، الحركة العمالية الدولية، نحن جديد (٣٦)، الإسلام هو الحلّ، في التاريخ النقابي المقارن، الحركة العمالية الدولية، نحن وحوتنا، قضية القبلات، جناية قبيلة حدَّثنا، تفنيد دعوى حدِّ الردِّة. وكتب أحرى له في رتكملة معجم المؤلفين)(١).

جمال إسكندر قعوار (۱۳۲۹ - ۱۳۳۵ه = ۱۹۳۰ - ۲۰۱۳م) شاعر أديب.



من مواليد مدينة الناصرة بفلسطين المحتلة، نال شهادة الماجستير في اللغة العربية من

(۱) الجنتمع ع ۱۳۳۷ (۱۹/۱۰/۲۱ه) ص22 (لقاء معه)، البعث الإسلامي ع ۸ (ربیع الآخر ۲۲۱ه) ص۳۳، جمال البنا والإسلام على الطریقة الأمریكیة/ محمد إبراهیم سیروك (مقتطفات منه)، الموسوعة الحرة ۲۰۱۳/۱/۳۰، الأهرام ع ۲۰۰۷ (۲۹/۳۲۶۱ه).

الحامعة العبرية بالقدس، والدكتوراه من جامعة تل أبيب في موضوع «إعراب القرآن الكريم وعلاقته بعلمي التفسير والنحو». درَّس اللغة العربية وآدابها في كلية إعداد المعلمين العرب بحيفا، وفي جامعة حيفا، أسَّس مع فوزي عبدالله مجلة (المواكب) الأدبية، ورأس تحريرها، وامتدت أكثر من (٣٠) عامًا، وكان غزير الإنتاج، مارس الترجمة وكتابة التاريخ، إضافة إلى موهبته الأولى في نظم الشعر، الذي ارتبط بالأحداث، وكان ينسج على منوال خليل مطران، ويرى أن المستقبل للشعر العامودي. صدرت محموعته الشعرية الأولى (سلمي) منذ عام ١٣٧٦هـ (١٩٥٦م)، وتابع إصدار دواوينه التي بلغت (٢٠) ديوانًا. شيّع من كنيسة الروم الأرثوذكس يوم الاثنين ١٦ شعبان، ٢٤ حزيران (يونيه).

كتبه المطبوعة: إعراب القرآن الكريم وعلاقته بعلمي التفسير والنحو (رسالته في الدكتوراه)، نحو فهم النحو، عبير الياسمين (رواية).

دواوينه: سلمى، أغنيات من الجليل، الريح والشراع، غبار السفر، أقمار في دروب الليل، الريضة، بيروت، أيلول، زينب، الترياق. وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

جمال أمراني (۱۳۵٤ - ۱۲۲۱هـ = ۱۹۳۵ - ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

جمال بدران (۱۳۲۷ - ۱۶۲۰ه = ۱۹۰۹ - ۱۹۹۹م) فنان مزخرف.

(۲) ديوان الشّعر العربي في القرن العشرين ص٥٤٧٥ موسوعة أعلام فلسطين ٢٥/٢، شعراء فلسطين في القرن العشرين ص١٤٨، صفحة تعريف به على الشبكة العالمية للمعلومات تحت عنوان «نبذة عن حياة الشاعر د. جمال قعوار»، دنيا الرأي ٢٠١٣/٧١٢م. معجم المؤلفين)(٢).

جمال البنا = جمال أحمد البنا

جمال توفيق الفرًّا (PYY1 - FY31a = 1181 - a + + 4g)

ولد في دمشق، حصّل شهادات من

فرنسا في الفيزياء العامة والكيمياء العامة

والصناعية والميكانيك الرياضي، عاد مدرِّساً

للرياضيات، وتدرَّج في سلك التعليم حتى

كان أميناً عاماً لوزارة المعارف، ثم كان أميناً

عاماً لوزارة الخارجية، فوزيراً لها، فسفيراً في

بلدان أوروبية عدة، وأتقن لغاتما. استَقرّ

في مدينة كونستانز الألمانية وبما مات يوم

آثاره الأدبية: دنيا المغتربين، لؤلؤة مايوركا،

صدى السنين الحاكى، ثلاث سنين في

بلد لينين، أربع سنين في البرازيل وأخواها

العشرين، لقين من حياتهم عجباً، الله يعمرك يا حى الوردات، أيام وليالي في بلاد الشمال،

نحمة وهلال، الراديو والتلفزة، نظريات في

المادة (٣).

الجمعة ۲۷ شعبان، ۳۰ أيلول.

أديب دبلوماسي وباحث علمي.



جمال بدوى (\*\*\* - AY2 ( a = \* \* \* - V \* \* Y a) كاتب ومحرِّر صحفى مهتم بالتاريخ. اسمه الكامل: عمد جمال الدين إسماعيل



من مصر. تخرَّج في قسم الصحافة بجامعة القاهرة، عمل في الصحافة فور تخرجه. رأس تحرير جريدة الوفد بعد مصطفى شردي، شارك في تأسيس جريدة الاتحاد الإماراتية، درَّب كوادر صحفية، وأسَّس جريدة «صوت الأزهر» ورأس تحريرها، ثم تفرّغ للكتابة في «الجمهورية» و «الأخبار» و»المصور» وغيرها، إضافة إلى تقديم برناجحه الشهير «حكايات مصرية» الذي استلهم فيه التاريخ وما إليه. وكان من المعارضة، دافع عن قضايا وطنية وقومية، وكتب مقالات كثيرة، ضدَّ الفساد و «الإرهاب». دامت رحلته مع الصحافة نصف قرن، وكان موسوعة تاريخية. أصيب بالشلل قبيل وفاته، ومات في ۲۲ ذي الحجة، ٣١ ديسمبر (كانون الأول).

وله كتب، منها: أيام بغداد السوداء: دماء في الخليج، تاريخ الوفد (تحرير وإعداد مع لمعي المطيعي)، حدث في مصر، رحلة زايد من المحيط إلى الخليج، الشيعة قادمون، الطغاة والبغاة، الفتنة الطائفية في مصر: حذورها وأسباتهاء مسرور السياف وإخوانه، مسلمون وأقباط من المهد إلى اللحد، مصر من نافذة التاريخ، من عيون التراث، نظرات في تاريخ مصر. وذكرت له مؤلفات أخرى في (تكملة



ولد في مدينة حيفا. تخرَّج في كلية الفنون التطبيقية بحيفا. أرسلته بريطانيا إلى لندن للتخصص في الفنون والصناعات الفنية، درَّس الفن، وعيِّن خبيراً للتربية الفنية بمنظمة اليونسكو في ليبيا، أنشأ مرسماً للفنون والزخارف، شارك في معارض، وبعد حريق منبر صلاح الدين في القدس طلب منه رسم زخارفه، كما قام بكتابة وزخرفة وتلوين اللوحات التي ستنفذ بالفسيفساء بالمسحد الأقصى، وقال: « أمضيت طيلة حياتي في العمل من أجل إعادة إحياء الفنّ العربي الإسلامي». نال أوسمة وجوائز عديدة، ومات بالقدس في حزيران.



جمال بدران (لوحة زخرفة له)

أعدَّ كتاب «الجديد في التطريز» ولم يُطبع، كما وضع كتاباً سجل فيه قواعد الفنّ العربي الإسلامي ومعاييره(١).

(٢) الأهرام ع ٤٤٢٢٢ (١٢/٢٤/٨١٤ هـ) والعدد التالي منها، مع إضافات ببليوجرافية. وهو غير (جمال بدوي) داعية وكاتب إسلامي عاش في الغرب.

(٢) الضاد (كانون الثاني ٢٠٠٦م) ص ٢٣، من هم ١/٤٧٨)، معجم المؤلفين السوريين ص ٣٩٦، موسوعة الأسر الدمشقية ٢/٤٤/٢.

(١) من هو ١١/٥٦١، موسوعة أعلام تلسطين ٧٧/٣. وزخرفته من منتدى غيم البداوي.

جمال بن الحسن = أحمدو جمال بن محمد بن الحسن

جمال حسين آل إبراهيم (١٣٧٩ - ١٤٢٥ه = ١٩٥٩ - ٢٠٠٤م) قاص مسرحي.

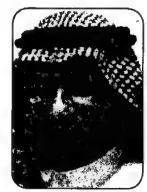

ولد في «صفوى» بمحافظة القطيف في السعودية. أُجيز في إدارة الأعمال من جامعة جنوب كاليفورنيا – شيكو. عمل مهندساً في شركة أرامكو بالسعودية، نائب مجلس إدارة نادي الصفا الرياضي، رئيس اللجنة المقافية فيه، مؤسّس فرقة المسرح هناك، اهتم بالحركة المسرحية المحلية. مات يوم الأربعاء ٣ صفر، ٢٤ آذار (مارس).

كتب أكثر من (١٥) مسرحية، ونحو (٥) مجموعات قصصية، منها:

المطبوعة: دماء لا تجف (عن «أبطال» كربلاء)، مظلومية رجل، أمة في رجل.

ما لم يبين وضعه (أو أنه لم يطبع): الديوانية، عميد القرية، مشاهد من الحياة، أبناء تحت الصفر، أبو ناصر، أولاد المرحوم، برقية عاجلة، جري الوحوش، حجارة من سجيل. وكتب أخرى أوردتما له في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

جمال الحسيني = جمال صالح الحسيني

(١) معجم المؤلفات الشيعية في الجزيرة العربية ٢٥٩/٢
 الشرق الأوسط ٥/٢٥٢/٥١هـ.

جمال حمدان = جمال محمود حمدان

#### جمال خشبة (۱۹۹۱ - ۱۹۹۱ه = ۱۰۰۰ – ۱۹۹۱م) أمين عام جمعيات الشبان المسلمين في مصر.



شغل عدة مناصب رئيسية في جمعيات الشبان المسلمين العالمية، عضو بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية لقدامي الكشافين والمرشدات، رئيس جمعية الكشاف الحوية المركزية، رأس تحرير مجلة «الكشاف العربي»، وحصل على وسام الجمهورية.



جمال خشبة رأس تحرير مجلة الكشاف العربي

ألّف أكثر من (٥٠) مطبوعة حول الحركة الكشفية، منها ومن غيرها: ألعاب الخلاء (ممشاركة حسن محمد جوهر)، الكشاف المبتدئ (مع السابق)، دليل قائد الأشبال، الحديد في القراءة للراشدين، الكشاف الجوي المبتدئ (مع سعد ومحمد شعبان)، الشبل ناعم الظفر، الكشاف الثاني، العدوان الثلاثي على مصر (١٠).

جمال ربيع = جمال الدين بن يوسف ربيع

(٢) أخيار العالم الإسلامي ع ١٢٠١ (١/٧/١)١٤١هـ)
 وإضافات.

#### جمال زکریا قاسم (۲۰۰۰ – ۱۶۲۸ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۷م)

باحث في التاريخ الحديث والمعاصر. من مصر. عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس. له بحوث كثيرة في تاريخ وأحوال الخليج العربي، ولعله عمل في دول منها. مات العله في يوم عيد الأضحى، نحو ١٩ ديسمه.

من مؤلفاته: الأزمة اللبنانية: أصولها - تطورها - أبعادها المختلفة، تاريخ الخليج العربي: الحديث والمعاصر، الخليج العربي: دراسة لتاريخ الإمارات العربية ١٩١٤ دراسة لتاريخ الإمارات العربية ١٩١٥ المعاصر ١٩٤٥ الحاليج العربي: دراسة لتاريخة في عمان وشرق إفريقيا، زنجبار (مع صلاح العقاد)، العرب في أمريكا، العلاقات العربية الإيرانية (تحرير مع يونان رزق)، مختارات من تاريخ الكويت والخليج العربي (الحفوظة في دور السجلات البريطانية)، مشكلات في دور السجلات البريطانية)، مشكلات البريطانية)، مشكلات البريطانية إلى حرب الخليج الغربي منذ الانسحاب البريطانية إلى حرب الخليج الغربي منذ الانسحاب عنوان: تاريخ الخليج في خمسة بحلدات تحت عنوان: تاريخ الخليج العربي.



جمال السجيني (١٣٣٦ - ١٣٩٧ه = ١٩١٧ - ١٩٧٧م) فنان تشكيلي، متخصص في تصميم ميداليات المناسبات القومية والمهرجانات.



من مواليد القاهرة. حصل على دبلوم الفنون الجميلة، ودبلوم فن النحت من فرنسا، عين مدرساً لفنّ النحت في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، وقد عمل أستاذاً لقسم النحت حتى إحالته إلى للمعاش، . رفض جائزة الدولة التقديرية التي منحت له عام ١٩٦١م لأنه رأى وقتها أنما جاءت متأخرة! وألقي عدداً من أعماله في نمر النيل عام ١٩٦٩م احتجاجاً على محاولات تقميشه على المستوى الرسمي اأقام ١١ معرضاً في مصر وعدد من دول أوروبا وأمريكا والصين، وحصل على العديد من الجوائز في مصر والخارج. له مقتنيات في المكتبة الأهلية بنيويورك، ومتحف بوشكين بموسكو، ومتحف الفنون ببكين، ومتحف الفن الحديث بالقاهرة، ومتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، إضافة إلى الجموعات الخاصة في مصر ورومانيا والجحر وإيطاليا وفرنسا وأمريكا. وله متحف خاص يضم أعماله التي جمعتها زوجته، ورتبتها حسب تتابعها

صدر فيه كتاب بعنوان: جمال السجيني/ كمال الملاخ . – القاهرة: وزارة الإعلام (١٠).

جمال سعد ماضي (۱۳۷٦ - ۱۳۷۵ه = ۱۹۵۱ - ۲۰۱۳م) داعية وكاتب إسلامي، خبير التنمية البشرية والإدارية.

(١) الأهرام ع ٤٣٠٠٧ (٢٠/٧/٢٠)هـ)، الحياة
 (١٠/١١/١٥ مصر في القرن العدين العربية الحبية الميسرة ٢٩٢٧٨.



من مواليد الإسكندرية، حصل من جامعتها على إجازة في اللغة العربية، ودبلوم دراسات إسلامية من القاهرة. انتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين وصار قياديًا بها. أسس دار المدائن للنشر، درّس اللغة العربية في بلاد الحرمين، رأس مركز (أشرقت) لتنمية المرأة بالإسكندرية، أشرف على كلية الدراسات الحرة بأكاديمية الفرحة لعلوم الأسرة بدبي، مدير جائزة راشد للإبداع العائلي بها، مدير جائزة راشد للإبداع العائلي بها، مدير العائم، مدير تحرير مجلة (عائلتي) الإلكترونية، رئيس مركز التنمية والإعلام، عضو اتحاد الكتاب والناشرين. توفي يوم الأربعاء ٢٧ دي القعدة، ٢ أكتوبر.

كتبه: فقه الحركة في المجتمع، فقه السالكين، فقه القلوب، فقه النفوس في ضوء القرآن والسنة، كشف الكربة بوصف حال أهل المغربة لابن رجب الحنبلي (إعداد)، القيادة المؤثرة، الدعوة المؤثرة، المشاعر المؤثرة، التربية المؤثرة، أحمد ياسين أمير الشهداء، العراق إلى أين؟، الزوج رجل والزوجة امرأة، احترس من المراهقة، رسالة الشفاء، حياة الأرواح، وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(؟).

# جمال سليم الداموني (١٣٧٨ - ١٤٢٧ه = ١٩٥٨ - ٢٠٠١م) قائد سياسي وبحاهد شهيد.

اسمه الكامل: جمال بن سليم بن إبراهيم بن أحمد النابلسي.



على إجازة في الشريعة من الجامعة الأردنية، والماجستير في التخصص نفسه من جامعة النجاح. تتلمذ على جمع من العلماء والمشايخ، منهم الشهيد عبدالله عزام وفضل حسن عباس. أمَّ وخطب ودرَّس، شارك في العديد من التدوات الفكرية والسياسية والدينية والمهرجانات والمقابلات التلفزيونية والصحفية، نشط في لجان التوعية والإصلاح، شارك في تأسيس لجنتها وصار أمين سرها بنابلس، وفي تأسيس رابطة علماء فلسطين، ولجنة التنسيق الفصائلي وغيرها. كما شارك في الحوار الوطني بين حماس والسلطة الفلسطينية، مُنع من السفر إلى الخارج، أبعد إلى مرج الزهور، اعتقلته السلطة الفلسطينية. عُرف بقدرته على تحريك الشارع الفلسطيني بخطبه الحماسية وأفكاره الحريئة، استشهد مع «جمال عبدالرحمن منصور» عندما كانا في لقاء بمكتب إعلامي تابع لحركة المقاومة الإسلامية حماس يوم الثلاثاء ١٠ جمادي الأولى بنيران اليهود.

صدرت له نشرتان بعنوان: «هدي الإسلام»، و «من توجيهات الإسلام»، ورسالته في الماجستير «أحكام الشهيد في

جمال سعيد علي عوض (۱۰۰۰ - ۱٤۲۹ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

الشريعة الإسلامية» طبعت(١).

# جمال سلیم نویهض (۱۳۲۰ - ۱۹۱۵ه = ۱۹۰۷ - ۱۹۹۶م)

أديبة كاتبة. عُرفت بأمِّ خلدون. ولدت في بلدة الشويفات بلبنان، تعلمت القراءة والكتابة والقرآن الكريم ببلدة شحيم، ثم التحقت بمدرسة نور الفيحاء بدمشق،

بالصف الخامس، وانتقلت إلى القلس بعد زواجها من الأديب عجاج نويهض.

لها قصائد عديدة مخطوطة تزيد على المئة، وقصص وطنية أخلاقية نشرتها باسم مستعار «سوسن» في مجلة «العرب» التي أنشأها زوجها، وقصص قصيرة أُذيعت.

ولها من الروايات: فاتنة بنت القمر، مواكب الشهداء، غربة في الوطن، عرس في الجنة، الفدائي، من أجل أمى.

ومن أعمالها المخطوطة: الحجامة البيضاء (رواية)، عندما تلتئم الجراح (رواية).

ومن مسرحياتها الشعرية: عمر ونعم، وعد وأمها، الجندي الجهول، ما وراء الحدود، أطفال مشردون، بنت الشهيد، الصياد، أبطال اليرموك، أبطال القادسية.

ولها أعمال منشورة بالإنحليزية (٢).



(١) أبطال فوق الخيال ص ١٣٣، أعلام الهدى ٢٧٠/١،
 الشرق الأوسط ع ١٨٢٨، العالم الإسلامي ع ١٧١٣،
 الصحوة ع ٩٢٠ (١/٢/٢) ١ها، واسمه الثلاثي من كتابه (أحكام الشهيد).

 (٢) معجم البابطين لشعراء العربية. وهكذا ورد فيه عنوان روايتها (الحجامة البيضاء) ولعلها: الحمامة البيضاء).

جمال أبو سمهدانة = جمال عطايا أبو سمهدانة

جمال السيد إبراهيم = جمال الدين السيد إبراهيم

جمال الشاعر (۱۳٤٧ – ۱۹۲۸ه = ۱۹۲۸ – ۲۰۰۷م) (تکملة معجم المؤلفين)

جمال الشرقاوي (۲۰۱۰ - ۱٤٣٤ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۳م) کاتب صحفی شیوعی.



من مصر. ناضل في صفوف الحزب الشيوعي منذ عام ١٣٩٥هـ (١٩٧٥م)، وصار في مركز قيادي به. التحق بمؤسسة أخبار اليوم عام ١٣٨٥هـ (١٩٦٥م)، مدير تحرير جريدة الأخبار، وجريدة الأهالي، وبحلة قضايا فكرية، ومدير مكتب صحيفة (الوطن) الكويتية بالقاهرة. وذكر أنه من حيل تشكل وعيه السياسي في خضم المعركة الوطنية للتحرر من المحتلِّ البريطاني والنضال من أجل إجلاء قواته، مع تنبه مبكر لخطر النفوذ الأمريكي الذي كان يزحف إلى مصر للحلول محلَّ المحتل البريطاني التقليدي. وذُكر أنه صاحب أكبر تحقيق صحفى توثيقي من خلال كتابه «حريق القاهرة»، بعد أن تنقل بين القاهرة ولندن، وكشف فيه عن دور الإنحليز في تدبير أحداث ذلك اليوم.

كما اهتمَّ بقضايا الزراعة وزيادة إنتاج محصول القمح، وهو صاحب حملة (القمح) الشهيرة، التي استمرت سنوات. توفي يوم ٣ شوال، ١٠ آب (أغسطس).

من كتبه: حريق القاهرة، نهر الأنابيب، حقيقة أوضاع شركات توظيف الأموال، أسرار حريق القاهرة في الوثائق السرية البريطانية، مجمع الألمونيوم، مصر تستطيع تصدير القمح<sup>(1)</sup>.

جمال صالح الأتاسي (۱۳۶۱ - ۱۹۲۱ه؟ = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۰م) سياسي حزبي.



ولد في حمس، انتقل إلى دمشق وتخرج في كلية الطب، تخصص في الطب النفسي بفرنسا، أسهم في تأسيس الرابطة العربية، أطبق عليه فكرة حزب البعث مع تأثره بالاشتراكية الأخلاقية، أقام في حماة ليمارس الطب والسياسة، ثم في دمشق ليتسلم مناصب حزبية بعثية قيادية، رأس تحرير جريدة «الجماهير» التي أصدرها وزير الإعلام، عضو في بحلس قيادة الثورة، ثم أسس عام ١٣٨٤ حزب الاتحاد الاشتراكي العربي، وتعاون مع حافظ الأسد، وكان في الجبهة الوطنية، وأمينًا عامًا للتجمع الوطني الديمقراطي من وأمينًا عامًا للتجمع الوطني الديمقراطي من والمرابع، البوابة نيوز

٩٩٣٩ه حتى وفاته. وضم هذا التجمع خمسة أحزاب (شيوعية واشتراكية) معارضاً بذلك الجبهة الوطنية التقدمية، مطالباً بإرساء الديمقراطية السلمية في سورية، مطالباً من النظام الحاكم (حافظ الأسد) تحقيق المسار الديمقراطي. وكان أول أمين لهذا التجمع ذي النشاط السري، وبعد وفاته تسلمه المحامي حسن إسماعيل عبدالعظيم.

ومن مؤلفاته: جمال عبدالناصر والتجربة الثورية: إطلالة على فكره الاستراتيجي والتاريخي، المذهب المادي والثورة/ سارتر (ترجمة مع سامي الدروبي)، المدخل إلى علم السياسة/ موريس دوفرجيه (ترجمة مع السابق)، تاريخ الاشتراكية الأوربية/ إيلي هاليفي (ترجمة)، تفكير كارل ماركس: نقد الدين والفلسفة/ جان إيف كالفيز (ترجمة مع الدروبي)، معذبو الأرض/ فرانتز فانون (ترجمة مع السابق)، مقالات في الاشتراكية، الاشتراكية بين ماضيها ومستقبلها(۱).

#### جمال صالح الحسيني (۱۳۱۰ - ۱۴۰۲ه = ۱۸۹۲ - ۱۹۸۱) زعيم وطني سياسي أديب.



ولد في القدس، حصل على الثانوية في مدرسة المطران غوبات المعروفة بمدرسة صهيون، والتحق بالجامعة الأميركية ببيروت، ليعود إلى مدينة القدس عام ١٩٢٣ لإغلاق

 (١) دعاة الفكر القومي العربي ص ٢٨٧، موسوعة أعلام سورية ٤٥/١، معجم الجرائد السورية ص ٣٣٨. وصورته من موقع آل الأتاسي.

الجامعة بسبب الحرب العالمية الأولى. التحق بالعمل الوطني الفلسطيني وأصبح أمينأ عاماً للجان التنفيذية التي كانت تنبثق عن المؤتمرات العربية الفلسطينية، وأميناً عاماً للمجلس الإسلامي الأعلى الذي تزعمه الحاج أمين الحسيني، كما كان عضواً في الوفد الفلسطيني برئاسة الحاج أمين الحسيني. اشترك في المظاهرات التي عمت فلسطين ضد الانتداب البريطاني والهجرة الصهيونية، فاعتقلته السلطات البريطانية، وسجنته في سجن عكا بعد أن حُكم عليه بالسجن لمدة عشرة أشهر مع الأشغال الشاقة. في عام ١٣٥٤ه (١٩٣٥م) انتخب رئيساً للحزب العربي الفلسطيني، وأصدر جريدة اللواء (ناطقة بلسان الحزب) بالقدس عام ١٩٣٦م. وبعد اندلاع الحرب العالمية الثانية كان ضمن الزعماء الفلسطينيين الذين ذهبوا إلى العراق، ثم انتقلوا إلى إيران (بعد فشل ثورة رشيد عالى الكيلاني) وهناك ألقت السلطات البريطانية القبض عليه مع عدد من الزعماء الفلسطينيين والعرب، واحتجزهم في سجن الأهواز، ومن هناك نُقلوا إلى روديسيا حيث اعتقلوا لمدة أربع سنوات. عاد إلى فلسطين في عام ١٣٦٦ه (١٩٤٦م) ليتابع عمله الوطنيء فاختير نائباً لرئيس الهيئة العربية العليا، وترأس عدداً من الوفود الفلسطينية إلى دورات مجلس جامعة الدول العربية، ووفدها إلى هيئة الأمم المتحدة أثناء عرض القضية الفلسطينية. بعد النكبة التجأ إلى القاهرة حيث اشترك في حكومة عموم فلسطين، ثم انتقل إلى السعودية مستشاراً للملك سعود، كما عمل في مجال التجارة. وكانت له عناية خاصة بالأدب، ونشر عدة مقالات في عدد من الصحف، وتوفي في ١٤ رمضان، ٥ تموز (يوليو) ببيروت.

وكتب قصتين، هما: ثريا (رواية)، على سكة حديد الحجاز (رواية)(٢).

(٢) أعلام فلسطين من القرن الأول حتى القرن الخامس عشر

جمال عبدالخالق أبو محمد (۲۰۰۰ - ۲۰۰۶هـ (تكملة معجم المؤلفين)

جمال بن عبدالرحمن علوش (۱۳۷۷ - ۱۶۳۶ه = ۱۹۵۷ - ۲۰۱۳م) شاعر، أديب أطفال.



ولادته في قرية مريبط بمحافظة الرقة، نال الشهادة الثانوية من ثانوية الفرات بدير الزور، وإجازة في اللغة العربية من جامعة حلب، ودرَّس في المدارس الثانوية بالدير، وفي معهد إعداد المدرسين، وفي المدرسة المتخصصة لطلائع حزب البعث، يعلم المتفوقين منهم الخطابة، والفصاحة والتعبير الأدبي. ومارس العمل الصحفى، فكان رئيسًا للقسم الثقافي بجريدة الفرات، ومديرًا للمكتب الصحفى عديرية التربية بدير الزور، ومديرًا لمكتب بحلة المعلم العربي، وقد نظم الشعر مذكان طالبًا في المرحلة الثانوية، ونشر إنتاجه الأدبي في صحف محلية وعربية، واهتمَّ بالكتابة للطفل، شعرًا وقصة ومسرحية، ونشرها في بحلات الأطفال: أسامة، وماجد، وأحمد، وتوتة توتة، وغيرها. وكان عضو جمعية الشعر باتحاد الكتاب العرب، ونال جوائز محلية وعربية. توفي يوم الخميس ١٢ من شهر شعبان، ۲۰ حزیران.

أدبياته للأطفال: وطني العربي، تقاسيم، رحلة الغيمة الصغيرة، صباح الخير، لمن يغني

۲/۲۸-

النهر، اعترافات عنترة، أوراق، صندوق الحدة، الأمير الغزال، الشريف الإدريسي، مراثي ليلى العامرية.

وذكرت له آثار (تحت الطبع) أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

جمال عبدالرحمن منصور (۱۳۸۰ - ۱۹۲۱ه = ۱۹۲۰ - ۲۰۰۱م) بحاهد سیاسی.



ولادته في مخيم بلاطة القريب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. حاصل على إجازة في المحاسبة وإدارة الأعمال من جامعة النجاح، وكان يعد للماجستير في العلوم السياسية بالجامعة نفسها، ورأس فيها «الكتلة الإسلامية». عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مدير مكتب فلسطين للبحوث والدراسات الاستراتيجية التابع للحركة. برز متحدثاً رسمياً باسم الحركة في الضفة، وشغل موقع الناطق الرسمي باسم وفد الحركة للحوار مع السلطة الفلسطينية، اعتقل نحو ثماني مرات لدى اليهود، كما اعتقلته السلطة الفلسطينية عدة مرات منذ دخولها إلى نابلس، وهو من مبعّدي مرج الزهور عام ١٤١٢هـ، وأعيد بعد عودته إلى سجن عسقلان حتى عام ١٤١٥هـ. استشهد إثر إلقاء اليهود صاروخين على

 (١) الحركة الثقافية في محافظة دير الزور ص٣٩٥، تراجم أعضاء اتحاد الكتاب ص٥٤٥، موقع القصة السورية (إثر وفاته)، وموقع المني والأرب.

مبنى الحركة في قلب مدينة نابلس مع آخرين، يوم ١١ جمادى الأولى، ٣١ يوليو(٢) .

جمال عبدالرحيم (۱۳٤٣ - ۱۹۸۸ = ۱۹۲۴ - ۱۹۸۸م)

موسيقي.



ولد في القاهرة، تخرج في قسم التاريخ بجامعة القاهرة، انتمى إلى جمعية هواة الموسيقى فيها، درّس اللغة الإنجليزية، عمل في مكتبة كلية الفنون، أكمل دراسته الموسيقية في معاهد المانيا، عاد ليشارك في بناء المعاهد الأكاديمية الموسيقية، وعيّن في المبداية في المعهد العالي للموسيقى، شارك في تأسيس الكونسرفتوار والتدريس فيه وإدارته، وضع الموسيقى مصرية التصويرية لعدة أفلام، صنع موسيقى مصرية على أسس عائية ، كما نشرها عالمياً، حصل على جوائز، توفي في يوم الأربعاء ١٤ ربيع على جوائز، توفي في يوم الأربعاء ١٤ ربيع الآخر، ٣٣ نوفمبر(٢)

جمال عبدالرؤوف مدكور (۰۰۰ – ۱٤۲۹ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

جمال عبدالعزيز مراد = جمال الدين عبدالعزيز مراد

(۲) العالم الإسلامي ع ۱۷۱۳، الصحوة ع ۹۲۰ (۲/۳/۲۸هـ)، أعلام الهدى ۱/۲۷۱، الشرق الأوسط ع ۲۸۲۸.

(۲) الأهرام ع ٢٥٨٦ (٢١/٢/٥٢٤١٩)، و ١/١/٢٦٤١ه.

جمال عبدالقادر ناصر = محمد جمال الدين بن عبدالقادر ناصر

جمال عبدالكريم الدبان (١٣٦١ – ١٤٢٨ه = ١٩٤٢ – ٢٠٠٧م) مفتى العراق.



ولد في تكريت، درس على والده العالم، وعند انتقالهم إلى بغداد درس على علمائها، وتخرّج في كلية العلوم بجامعة بغداد. وعندما احتلت أمريكا العراق اعتقل مع ولديه لسبب غير معروف، ثم أطلقت سراحه بعد ساعات، أمين عام هيئة الإفتاء والإرشاد في العراق خلفاً للمفتي عبدالكريم بياره المدرس، المتوفى في شهر رجب من سنة ٢٦٦ ه. وقد حرّم عمليات القتل والاختطاف للمواطنين في شهر رجب أو الاختطاف للمواطنين أي حكم شرعي يجب ألا يقوم بتنفيذه إلا من أسند إليه القضاء. مات في ٢ جمادى من أسند إليه القضاء. مات في ٢ جمادى

جمال عبدالكريم الطاهري (١٣٦٧ - ١٤٢٠ه = ١٩٤٧ - ١٩٩٩م) أديب شاعر.

اسمه الصحيح «علجي»، و«جمال» اسم أدبي اختاره لنفسه.

(٤) الشرق الأوسط ١٨/٦/٦٨م،



جمال عبدالمعتمد  $(7\lambda 7) - 7731 = 7771 - 71.74)$ (تكملة معجم المؤلفين)

جمال عبدالملك (F371 - P1314? = Y7P1 - APP15) باحث وروائي علمي. لقبه «ابن خلدون».

ولد في حلفا بالسودان. بدأ بدراسة الطب في مصر، لكنه اتجه إلى الجال الأدبي والصحافي، عمل محرراً بدار الخرطوم للنشر، وقدَّم برامج في التلفزيون. وكان أحد قادة الحزب الشيوعي المصري، ثم احتلف مع الشيوعية وتركها.

له كتب عديدة، في القصة القصيرة والقصة العلمية والدراسات السياسية والاستراتيجية، من ذلك: السياسة والاستراتيجية في الحربين العالميتين الأولى والثانية، الاستراتيجية في العصر الذري من الردع إلى حرب النجوم، العصر الأيوني: من قصص الخيال العلمي، مسائل في الإبداع والتصور، مسائل في التكنولوجيا والأيديولوجيا، مفترق الطرق (رواية)، الجواد الأسود، الرحيق والدم، الزائر الكوني، العطر والبارود(٢).



(٢) تراجم شعراء وأدباء وكتاب من السودان ص ١٥، كتاب في جريدة ع ١١٧، ومعلومات من الشبكة العالمية للمعلومات.



من مواليد مدينة المدية بالجزائر، حصل على الكفاءة لأساتذة التعليم المتوسط للغة العربية والتاريخ والجغرافيا. درَّس، وشارك في أمسيات داخل بلده وخارجه. مؤسّس رابطة فينيس للكتّاب الشبان، عضو اتحاد الكتاب الجزائريين. أقام أول أمسية شعرية بالجزائر، ونشر مئات القصائد والمقالات النقدية في بحلات العالم العربي، وقد أصيب بمرض الفشل الكلوي ومات بائساً لا يُلتفتُ إليه، في ۳۰ رجب، ٨ نوفمبر.

من قصيدة له للأطفال بعنوان «الفراشة»: مخلوقٌ يخفقُ من لمب

بحناح زركش بالذهب يختالُ على هام السحب

ليقول المؤمنُ في عجب سجانك يا ربي القادر ً

اهتمَّ بالكتابة للأطفال، فنظم لحم دواوين: نفح الياسمين، صديق الشدَّة، الدجاجة المحدوعة، قصائد للفتيان والفتيات، ديوان الزهور.

ونشر قصصاً قصيرة في مجلة «الجمهور» اللبنانية، وله مؤلِّف روائي، ومجموعة قصصية، تنتظران الطبع، وكذا مذكراته «الكابوس»(۱).

جمال عبداللطيف = جمال الدين بن محمد عبداللطيف

(١) معجم البابطين ٦٦٤/١، ومماكتبه بشير خلف في موقع الضفاف بتاريخ ٢٠٠٦/١٠/١٥م، موقع شخصيات ولاية المدية (١٤٢٣هـ) وفيه اسمه: عبدالكريم علجي.

طبيب نفساني. اسمه مركب (جمال عبدالناصر).

جمال عبدالناصر الخطيب

(1771 - 3731a = 10p1 - 71.79)

ولد في إربد، ودرس الثانوية في رام الله، سُجن في مصر وعذَّب لنشاطه السياسي، تخرُّج في كلية الطبّ بجامعة بغداد، طبيب في الضمان الصحى الفلسطيني بعمَّان، كما عمل طبيبًا جوالًا في المخيمات الفلسطينية بالأردن، وفي مستشفى الرشيد للأمراض النفسية، ورئيسًا لقسم الصحة النفسية والرعاية الاجتماعية بمركز الحسين للسرطان، وأسَّس فيه أول برنامج للرعاية النفسية لمرضى السرطان في العالم العربي، كما أسس الجمعية الأردنية للعناية بمرضى الزهايمر. عضو مراقب في الجلس الوطني الفلسطيني، مدير تحرير إذاعة صوت فلسطين، مدير تحرير صحيفة (آخر حبر) الأردنية، وكتب مقالات غير منتظمة في الصحافة، ودرَّب على فنون الدفاع عن النفس، كما درَّب الكلاب وربَّى الصقور. من قيادات حركة فتح، عضو في لجنة الوسط، من أصدقاء الثورة المصرية، صديق حمدين صباحي (الناصري)، ثم اختلف معه، وكان هو أحد أبرز الناصريين على الساحة الأردنية، وأبرز طبيب نفساني في عمَّان على مدى عشرين عامًا، احتوت عيادته على أمراض وأسرار آلاف النشطاء السياسيين والصحفيين وكبار رجال الدولة والمثقفين، ووصفت العيادة من قبل بعضهم بأنها لرفع «المعنويات القومية»، واشتهرت على

المستوي العربي. وعُرف بشاربيه المعقوفين. وجد منتحرًا في عيادته يوم الأحد ٤ شوال، ١١ آب (أغسطس).

كتب وألف في النقد والمسرح والصحافة، منها دراسات وأوراق قدِّمت لاجتماعات. ومن عناوين كتبه: الاكتئاب (مع وليد سرحان ومحمد الحباشنة)، كتيب حول FREUD (في ملف)، وآخر حول الوسواس القهري، على مذبح الحكم: دراسة في تطور فكرة الحكم في الإسلام(۱).

جمال عبده صالح (۱۳۵۱ - ۱۹۲۰ه = ۱۹۳۷ - ۲۰۰۰م) (تکملة معجم المؤلفين)

جمال أبو العزايم = جمال محمود أبو العزايم

جمال عطايا أبو سمهدانة (۱۳۸۳ - ۱۹۲۷ ه = ۱۹۲۳ - ۲۰۰۲م) قائد ومؤسّس لجان المقاومة الشعبية بفلسطين، عُرف بدأبو عطايا».



ولد في معسكر المغازي للاجئين وسط قطاع غزة، قضى والده في المعتقل (٥) سنوات، انتقلت العائلة إلى مخيَّم رفح، وقتل أخوان له. أنحى الدراسة الثانوية والتحق بحركة فتح

(۱) صفحة تعريف به على الشبكة العالمية للمعلومات، إيليا بيت المقلس الإخبارية (إثر وفاته). وهو غير أستاذ التربية المتاصة بالجامعة الأردنية (جمال محمد سعيد الخطيب)، ويذكر كلاهما «جمال الخطيب».

وكلِّف من قبلها بإعداد بحموعات عسكرية، وطورد من قبل اليهود منذ عام ٢٠٤ هـ، فغادر إلى مصر، ومنها إلى دمشق، فالمغرب، فتونس، ثم إلى ألمانيا الشرقية ليتخرَّج ضابطاً من الكلية العسكرية، انتقل بعدها إلى الحزائر، فبغداد، وعاد إلى غزة ضمن اتفاق أوسلو، فعمل في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، معارضاً سياسة التطبيع وما إليها، مما أدى إلى اعتقاله من قبل السلطة عام ١٤١٨ه لمساعدته حركة الجهاد الإسلامي في نشاطات عسكرية، ثم طُرد من حركة فتح. ومارس هوايته العسكرية مع عدد من القيادات العسكرية بتشكيل لجان المقاومة الشعبية، ومنها شكل ألوية الناصر صلاح الدين، فكانوا عناصر نشطاء من فصائل مختلفة، فزاد نشاطه، وعندما انتخبت حركة المقاومة الإسلامية حماس وتسلمت الحكم، عُيِّن في منصب المراقب العام لوزارة الداخلية، فلوحق واستهدف وطورد (٢٤) عاماً من قبل اليهود، وكان وراء تنفيذ العشرات من العمليات ضدهم، حتى قصفته مع ثلاثة من الجاهدين طائرات حربية يهودية قرب رفح يوم الخميس ١٢ جمادي الأولى، ٨ حزيران (يونيو)، وكان وقع الخبر مؤلماً للمقاومة والجهاد، مفرحاً للعدو (٢).

جمال العطيفي = جمال الدين أحمد..

جمال علوش = جمال عبدالجبار علوش

جمال عمر الصوراني (۲۰۰۰ - ۱٤۲۹ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۸م) مناضل حقوقي مسؤول، يكنى بأبي عمر.



من غزّة. نال إجازة في الحقوق من جامعة القاهرة. كان والده رئيس بلدية غزة، فتعرّف على هموم الشعب. انتُخب عضواً في اللجنة التنفيذية للاتحاد القومي العربي الفلسطيبي، وعندما قامت منظمة التحرير الفلسطينية عيِّن مديراً لمكتبها بالقاهرة، وكان من أوائل مؤسّسيها، وعضواً بالمحلس الوطني الفلسطيني، وحضر جميع جلساته، وأصبح فيما بعد عضواً في اللجنة التنفيذية للمنظمة عدة مرات، آخرها سنة ١٤٠٥ه، وأمين سرِّها. وكان نقيب المحامين الفلسطينيين ، ورئيس اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين ومن مؤسّسيه، ورئيس اتحاد المحامين العرب وأوائل مؤسّسيه، ونائب رئيس اتحاد الحقوقيين العالمية، ومندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، وحضر مؤتمرات حقوقية عالمية عديدة. وكان يرفض ضمَّ غزة إلى مصر، ويعدُّ ذلك تصفية للقضية الفلسطينية. توفي يوم الأربعاء ١٧ ربيع الآخر، ٢٣ نيسان (أبريل)<sup>(۲)</sup> .



جمال الصوراني رئيس اتحاد المحامين العرب ومن مؤسسيه

(٣) أعلام من جيل الرواد ص ٥٥٥، موسوعة أعلام فلسطين ٨١/٢ الأهرام ٢٠٠٨/٤/٢ م.

(٢) من دورية فاتني توثيقها، وله ترجمة في مواقع: واحة

الشهداء (ومنه صورة له)، الجزيرة نت ٢٣/٣/٢١هـ،

الموسوعة الحرة.

#### جمال عوض (۱۳۷۰ – ۱۹۲۰ه = ۱۹۰۰ – ۲۰۰۴م) درّب.



من مصر، بطل العالم في الاسكواش. مات في أواخر شهر رمضان، أوائل نوفمبر.



جمال عوض بطل الاسكواش

جمال غربية (۱۳۲۸ – ۱۲۲۱هـ = ۱۹۴۸ – ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

جمال فوزي (۱۳۲۸ - ۱۹۱۰ - ۱۹۱۸ - ۱۹۸۱م) داعية صبور، شاعر إسلامي. اسمه «جمال الدين فوزي».



ولد في بلدة شنشور من قرى محافظة المنوفية عصر، درس دراسة أولية في القرية، ثم انصرف إلى المطالعة الخاصة، والتحق بجماعة الإخوان المسلمين. وكان موظفاً بالبريد، وهو صاحب القصيدة الشهيرة المعروفة علحمة الدعوة، التي صدح بما العديد من المنشدين. وقد ابتُلي في كلِّ الحن التي تعرَّضت لها الحركة الإسلامية المعاصرة تقريباً، فكان متهماً بقضية السيارة الجيب، ثم محنة عبدالناصر، وتاليها، ومحنة السادات... وتعرَّض لتعذيب وحشي بشع، أتلف له جلاوزة السلطة نصف حسده طولياً، إحدى عينيه، وعموده الفقري، وذراعه وخصيته ورجله. وهو الرقيق النفس، الرهيف المشاعر، فكان صابراً محتسباً، وكان شاعرًا رقيقًا، باسم الوجه، مرح الروح، رغم ما يعانيه من آلام. أطلق عليه إخوانه لقب «حسّان الدعوة» لأنه من أدقّ من وصف الدعوة في مراحلها المتنوعة شعراً، خاصة وصفه مرحلة السجن والتعذيب أيام عبدالناصر. يقول رحمه الله: «دخلنا مبنى ضحماً، وألقى بي أحدهم في إحدى حجراته، بعد أن طفنا وسط ممرات كثيرة، وبعد فترة وجيزة، صاح صوت من خلال مكبر صوت: أنت بالمخابرات العامة.. إما الاعتراف وإما الموت.. وبالطبع تبيَّنت الحقيقة بأنني في المخابرات العامة، ولكن عن أي شيء أعترف... ١٤ ولم يطل بي تفكيري، إذ دخل على زبانية المخابرات، ليوقعوا بالحسد المشلول المزيد من العذاب.. علقوني من ذراعيَّ إلى أعلى، وربطوهما في حبال، فصار حسدي معلقاً ومتدلياً، ثم ربطوا قدميَّ في اتجاهين مختلفين، ثم بدأت عملية الفسخ والسلخ، بشعة.. رهيبة.. قاسية.. صرت أتمزَّق، وأحسست آلاماً فوق الآلام.. فوق طاقة البشر، من صنع أناس ليسوا من البشر.. وجرَّب القوم معى في المخابرات شتى صنوف التعذيب.. وضعوبي فوق ما يشبه الكرسى، ورُبطت من يديُّ ووسطى،

ثم أخذ الجهاز يدور بي بسرعة مجنونة، ثم يتوقف عن الدوران فجأة، لتبدأ عملية المساومة. ويمنحني الله قدرة على الاحتمال، فأواجه المساومة بالصمت.. فيدار الجهاز من جديد، حتى أحسُّ نفسى مشرفاً على الموت.. ونزعوي من فوق الجهاز، ثم قذفوا بي على الأرض، ثم رفعوني ثانية وقذفوا بي، وهكذا مع الركل بالأقدام، وتمشيم حسدى بالعصى واللكمات، والقيد في يدي من الخلف، وعيناي معصوبتان، وأحسُّ بحاراً من الدم تغمر ملابسي.. أمروني بالوقوف فما استطعت، فقد ماتت في الحركة.. وجاء صوت قبيح كريه تحسُّ في نبراته غلظة وحش كاسر!! يقول: ضعوا له الخابور. وشعرت ببقايا ملابسي الممزقة تنزع، وبجسم مدبب صلب يخزونني به .. وشعرت بالتمزق.. وكان آخر ما أذكره صيحة مدوية أفلتت مني، رغم تحافتي.. ثم رحت في غيبوبة تامة...وأفقت من غيبوبتي، فوجدت نفسي في سيارة تنهب بنا الطريق، وأحد الضباط يوقظني.. نزع الطاقية من فوق عيني، فصرت أرى . . ويا لحول ما رأيت . . الدماء تسيل مني في نزف خطير.. وكانت بالضابط إنسانية.. أو ربحا كانت حالتي من السوء حتى حرّكت في نفسه مواطن العطف والرحمة. . حاول أن يعطيني جرعة ماء.. ولم تكن بي حاجة إلى الماء، فقد غمرتني الآلام، وكنت أشعر لهيب نار من آثار جريمة المخابرات العامة..». يقول مؤرِّخ الدعوة الشيخ عبدالله العقيل: وكنت ألحظ ما يعانيه من آلام خلَّفتها أيام التعذيب في السجون، فكان يصلى على الكرسي، ولا يستطيع الانحناء أو الركوع والسجود، ورغم ذلك، كان يمارس عمله الدعوي، ونشاطه الحركي، ودروسه وأحاديثه في تجمعات الإخوان وحلقاتهم بكل نشاط وحيوية. مات رحمه الله في ٢٣ جمادي الآخرة، ٤ آذار مارس.

من شعره: «إلى الطاغية السفاح».. هبني مدحتك بين الناس قاطبةً

حتى جعلتكَ بين الناس عملاقا هبنـــى زعمتــكَ قـدِّيساً تُباركنـا

وقلت إنــك خيرُ الحُلق أخلاقًا من ذا يصدِّقني بين الأُلى عرفوا

عنك الخداع وسفّاحاً وأفّاقا كُتبت فيه وفي إنتاجه رسائل جامعية، منها رسالة بعنوان: الشاعر الإسلامي جمال فوزي: حياته وشعره، للباحث عبدالباسط سعيد مصطفى. - القاهرة: جامعة الأزهر، كلية اللغة العربية، ٤٠٨ هـ، ٤٠٠ كص.

من دواوينه الشعرية: الصبر والثبات: نفثات بحاهد في سبيل الله، الصبر والجهاد: زفرات مرابط في سبيل الله(١).

جمال قرید (۱۰۰۰ - ۱٤۳٤ه = ۲۰۱۰ - ۲۰۱۳م) (تکملة معجم المؤلفين)

جمال قعوار = جمال إسكندر قعوار

جمال کامل (۱۳۵۵ – ۱۹۲۷ه = ۱۹۲۱ – ۱۹۸۸م) رسّام.



ولد في محافظة أسيوط، حصل على دبلوم من قسم التصوير بمدرسة الفنون الجميلة،

(۱) معجم الأدباء الإسلاميين ٢٣٦/١ المحتمع ع ١٧٢٨ (١) معجم الأدباء الإسلاميين ٢٣٦/١ المختمع ع ١٧٢٨

تتلمذ على الفنان أحمد صبري وتأثر بأسلوبه الفني كثيرًا. أصبح أحد أعلام الرسم الصحفي بمجلتي روز اليوسف وصباح الخير، وظل لعدة سنوات يقدم على صفحة كاملة «لوحة الأسبوع»، إضافة إلى لوحاته الملونة التي كانت تحتلُ غلاف مجلة صباح الخير، ثم صار مستشارًا لمؤسّسة دار الهلال. أقام ثلاثة معارض له في أمريكا، وأقيمت معارض لاعماله بعد وفاته، وقد توفي يوم ٢٤ ربيع الأول، ٢٦ نوفمبر ٢٠.

جمال الليثي = جمال الدين فؤاد السيد الليثي

جمال ماضي = جمال سعد ماضي

جمال ماضي = جمال محمود أبو العزايم

جمال محمد أحمد (۱۳۳۳ – ۱۹۱۰ه؟ = ۱۹۱۰ – ۱۹۸۱م) خرر صحفی ودبلوماسی وزیر.



ولد في بلدة «سره شرق» بوادي حلفا شمال السودان، ثم غمرتها مياه السدِّ العالي. تخرج في كلية غردون، وحصل على دبلوم في التربية والتعليم من كلية إكستر بإنجلترا، وشهادة في الأدب من أكسفورد، درَّس، والتحق بالسلك الدبلوماسي، وعيِّن سفيرًا في دول عربية،

(۲) ۸۰ سنة من الفن ص ۲۸۰، ۵۰۱ وماكتبه أحمد سميح
 في مجلة روز اليوسف (۲۰۰۹م)، نقلاً من موقع الفنون الجميلة، ورسمه بريشته من الموقع للذكور.

وفي إثيوبيا، وبريطانيا، ومندوبًا للسودان لدى الأمم المتحدة، فسفيرًا متجولاً، ووزيرًا للخارجية عام ١٣٩٣هـ، وبعد التقاعد اختير رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة صحيفة (الرأي العام)، ورئيسًا لتحرير (الصحافة)، ومجلة (الخرطوم)، ثم كان مديرًا لمعهد الخرطوم للغة العربية لغير الناطقين بما التابع لجامعة الدول العربية، وأمينًا عامًا للمجلس القومي للآداب والفنون.

صدر كتاب بعنوان: جمال محمد أحمد: رسائل وأوراق خاصة / عرض وتحليل عثمان محمد الحسن، ٢١٢ص.

ومن مؤلفاته: الوطنية العربية، سالي فوحمر، في المسرحية الإفريقية، وجدان إفريقيا، إفريقيا أحت أضواء جديدة/ بازل ديفيدسون (ترجمة)، عرب وأفارقة، الدولة الاتحادية: أسسها ودستورها، في الدبلوماسية السودانية، مطالعات في الشؤون الإفرقية، الحذور الفكرية للقومية المصرية (بالإنجليزية)، ولايات النيل المتحدة والثقافة الإفريقية المعاصرة، العلائق العربية الأوربية، وجدان إفريقيا").

جمال محمد عبده (۱۳۲۷ - ۱۹۲۵ه = ۱۹۶۸ - ۲۰۰۶م) (تکملة معجم المؤلفين)

جمال محمد مصطفى (القرداغي) (١٣٤٩ - ١٩٢٧ه - ١٩٣١ - ٢٠٠٦م)

حقوقي جنائي.

ولد في بغداد، أحيز في الحقوق من حامعة بغداد، وشغل عدة وظائف قضائية، منها كونه قاضياً في محكمة أمن الدولة

(٣) معجم شخصيات موقر الخزيجين ص ٤٥١ تراجم شعراء وأدباء وكتاب من السودان ص ١٤٥٥ معجم المؤلفين السودانيين (٣١٢/١ الفيصل ع ١١٧ (ربيع الأول ١٤٠٧هـ)، تراجم الأدباء السودانيين (نقلا من موقع شبكة الذاكرة الثقافية، استفيد منه في جمادى الآخرة ٢٣٢هه. وصورته من موسوعة السودان الرقمية.

الأولى، ورئيس محكمة جنايات الكرخ، ثم الرصافة، ورئيس محكمة استئناف بغداد، ورئيس المحكمة المتئناف بغداد، ورئيس المحكمة الجنائية العليا. ودرّس في المعهد العالي لقوى الأمن الداخلي، وطلبة المعهد القضائي، وتتلمذ عليه كثير من الحكام والقضاة. اشترك في مناقشة بحوث قانونية في المدراسات العليا المحصصة للقضاة وضباط الشرطة، وأشرف على بحوث أخرى، ونشرت له بحوث في المجلة العربية للفقه والقضاء التي تصدرها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومقالات، مع مشاركة في ندوات ومؤتمرات عربية وأوربية.

ومن مؤلفاته: التحقيق والإثبات في القانون الجنائي، شرح قانون وأصول المحاكمات الجزائية، اعتراف المتهم، وله كتب مخطوطة(١).

جمال محمد يونس (١٣٧٨ - ١٩٤٧ - ١٩٥٨ - ١٩٩٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

جمال محمود حمدان (۱۳۴۷ – ۱۹۲۱ه = ۱۹۲۸ – ۱۹۹۳م) جغرافي مؤرّخ.

معروف في كتاباته باسم جمال حمدان، واسمه الكامل جمال محمود صالح حمدان.



جمال حمدان بريشته

(١) الموسوعة الكبرى لمشاهير الكرد ٥/٠٥.

ولد في إحدى قرى مدينة قليوب بمحافظة القليوبية المصرية المتاخمة للقاهرة من جهة الشمال. أوفد في بعثة علمية إلى انحلترا وحصل على دكتوراه الفلسفة من جامعة ريدنج، وكان موضوع الرسالة «سكان وسط الدلتا قديماً وحديثاً» ولم تترجم الرسالة إلى العربية. عمل في الجامعات، وتدرَّج في وظائف هيئة التدريس حتى درجة أستاذ للجغرافيا. قرر التفرغ للبحث العلمي بعد خلاف مع المسؤولين بالجامعة لحصول غيره على ترقية كان هو الأحقّ بما، عضو في كل من الجمعية الجغرافية المصرية، جمعية نيويورك الجغرافية، عضو اللجنتين الأصلية والفرعية للمواد الاجتماعية في وزارة التربية والتعليم بمصر. حصل كتابه «شخصية مصر» على جائزة معرض الكتاب العربي المقدمة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عام ١٩٨٨م. ولم يكن يستقبل أحداً في منزله إلا لماماً، غير شقيقته التي كانت تزوره أسبوعياً، وقد زادت حدة العزلة عنده بعد توقيع الرئيس المصري أنور السادات اتفاقية كامب ديفيد، ولم يتغير أسلوبه هذا طوال ٢٥ عاماً. وقد استكتبه الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل إبان توليه رئاسة تحرير الأهرام، ولكن لم يكتب غير مقال واحد، وذلك لأن هيكل حذف جملة مماكتبه دون الرجوع إليه. وقاطع أحمد بماء الدين لأنه طالب في عموده بالأهرام بمعاش استثنائي

آخر إنتاجه الفكري كتابان معدان تقريباً للطبع، وهما: «جغرافية الإسلام» و «اليهودية والصهيونية». ويربط الكثيرون بين شروعه في طبع هذين الكتابين ووفاته حرقاً في مطبخه، فهم يرون أن هناك علامات استفهام كثيرة حول هذا الحادث الذي أودى بحياته، وقد كان في حي الدقي بمحافظة الجيزة، الذي عاش بين جدرانه لمدة تزيد عن أربعين عاماً.

وعقد حوله مؤتمر في إسبانيا في شهر ذي الحجة ١٥٤٥هم، الموافق لشهر أيار (مايو) ١٩٩٥م.

وأهدت أسرته محتويات مكتبته الخاصة التي تضم أربعة آلاف كتاب إلى مكتبة القاهرة الكبرى، وتمثل الكتب المتخصصة في تاريخ مصر وجغرافيتها ثلاثة أرباع المكتبة المهداة. وصدر بعد وفاته:

العلامة الدكتور جمال حمدان ولمحات من مذكراته الخاصة/ إعداد وتقديم عبدالحميد صالح حمدان. (وليس فيها مذكرات عامة ولا خاصة، وإنما هي خواطر (في صفحتين) وسائرها مقالات متنوعة له في الجغرافيا). الفكر الجغرافي عند جمال حمدان/ أحمد محمد

عبدالعال.

من أعماله: استراتيجية الاستعمار والتحرير (٢٣٨ ص)، بترول العرب: دراسة في الجغرافيا البشرية، أنماط من البيئات، العالم الإسلامي المعاصر، جغرافية المدن، بين أوروبا وآسيا: دراسة في النظائر الجغرافية، شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان (٢ مج)، الاستعمار والتحرير في العالم العربي (١١٠ ص)، سيناء في الاستراتيجية والسياسة والجغرافيا، قناة السويس، موسوعة العالم الإسلامي (معد تقريباً للطبع). وله مؤلفاته أخرى ذكرت في تقريباً للطبع). وله مؤلفاته أخرى ذكرت في (٢٠ مجر)،

جمال بن محمود أبو دقة (۱۳۸۲ - ۱۶۲۶ه = ۱۹۹۲ - ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

جمال محمود أبو رية (١٣٤٦ – ١٤٠٥ه= ١٩٢٧ – ١٩٨٥م) كاتب في أدب الأطفال.

<sup>(</sup>٢) شخصيات لها تاريخ ص ٩٧، أعلام مصر في القرن المشرين ص ١٥١، الفيصل ع ٢٠١ (ربيم الأول ١٤١٤هـ) ص ١٨، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة ص ٩٢، المصور ع ٣٥٧٧ (١٦/١١/٨).



ولد في المنصورة بمصر، حصل على إجازة في اللغة العربية من جامعة القاهرة، وتوجه للكتابة في أدب الأطفال، ووضع ٣٦ بحثاً حول ثقافة الطفل، إلى جانب مؤلفاته العديدة في هذا الجال، وقدم أعمالاً إذاعية وتلفزيونية، منها مسلسل «كان يا ماكان» الذي أذيع في مطلع الثمانينات الميلادية في ثلاثين حلقة، تضمنت ثلاثين قصة عربية، ونال كما حائزة الدولة التشجيعية في أدب الأطفال.

ومن كتبه: العودة إلى الغابة، السفن والطائرات - وهو ضمن دائرة معارف الطفل -، ثقافة الطفل العربي، إلى جانب كتابه الأخير بعنوان «الأذكياء» عن ابن الجوزي(١)

## جمال محمود أبو العزايم (١٣٣٦ – ١٤٢٠هـ = ١٩١٧ – ١٩٩٩م)

رائد الطبِّ النفسي في مصر.

وهو المعروف به جمال ماضي أبو العزايم»، واسمه الكامل هو: جمال محمود أحمد ماضي أبو العزايم.



(١) مائة شخصية مصرية وشخصية ص ٨٢.

ولد في القاهرة. تخرج في كلية الطبّ. عمل بميدان الصحة النفسية، أرسل في بعثة لزيارة المستشفيات في الطب النفسى إلى إنحلترا وهولندا وسويسرا. سكرتير عام المؤتمر الأول للطبِّ النفسي، رئيس الاتحاد العالمي للطبِّ النفسي في الشرق الأوسط. أحرى إصلاحات كثيرة في مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية، مما دعا الكلية الملكية بلندن للاعتراف به كمستشفى تعليمي من الدرجة الأولى يعمل كمستشفى مفتوح بلا أسوار. رأس عدداً من الجمعيات في مصر، وكان عضواً في جمعيات عالمية، وقد عُقدت ندوة «الإسلام والسلام النفسي» في مقرّ دار الإفتاء المصرية، وحضرها - لأول مرة-وفد يتألف من (١٥) إسرائيليّا، نظمها جمال ماضي أبو العزايم، وصرَّح «جمال» بقوله: إنه وأعضاء المؤتمر مقتنعون بأن الصراع العربي الإسرائيلي ليس سوى مشكلة نفسية! وأن اللجوء إلى القوة في حلِّ ذلك الصراع كان عثابة مضيعة للوقت باهظة التكلفة!!. ومات في ٢٥ جمادي الأولى، ٥ أيلول (سيتمير)<sup>(۲)</sup>.

# جمال محمود مصطفی (۲۰۰۰ - ۲۶۲۵ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۲م)

ناشر.

من مصر. صاحب ومدير «دار الفحر» بالقاهرة، عضو اتحاد الناشرين المصريين. نشر مئات الكتب المتنوعة في موضوعاتها، بينها العديد من الكتب الإسلامية.

جمال مختار = محمد جمال الدين مختار

(۲) موسوعة أعلام مصر ص ۱۹۲، الموسوعة القومية ص ۱۹۲ المنهل ع ۵۰۹ ص ۷۰ المعلومات (أكتوبر ۲۰۰۰م) ص ۱۵۶، ومقال كتبه فهمي هويدي في موقع الألوكة ۱۹۲۸/۳/۱۸ وقد حظر نشره في الصحف المصرية.

جمال مرسي بلور (۱۳٤٢ - ۱۹۲۸ه = ۱۹۲۴ - ۲۰۰۷م) أديب وباحث قانوني.



ولد في حلوان الحمامات بمصر، والده (أحمد مرسى بدر)كان وزير العدل والمعارف. حصل على إجازة في الحقوق من جامعة الإسكندرية، ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص من الجامعة نفسها، عمل وكيلاً للنائب العام، ومحامياء ومستشارا قانونيا لحكومة الكونغو (زائير)، وأستاذاً بكلية الحقوق في جامعة الجزائر، وفي عام ١٣٩٠ه عمل في الأمانة العامة للأمم المتحدة. وقام بتدريس الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق بجامعة نيويورك، ثم كان مستشاراً للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وتجنَّس بجنسيتها. كما تولى رئاسة اتحاد المصريين بالولايات المتحدة، وترأس تحرير النشرة القانونية التي تصدر في نيويورك باللغة الإنجليزية. كتب القصيدة العمودية والشعر الحر، وزاول الكتابة النقدية والدراسات الأدبية. مات في أمريكا في شهر فبراير، محرم أو صفر.

دواوینه الشعریة: نبضات، ومضات، ومضات. ومضات.

مؤلفاته: مختارات أدبية وتاريخية، النيابة في التصرفات القانونية، إضافة إلى عدد من المؤلفات القانونية المنشورة باللغتين الإنجليزية والفرنسية (١).

(٣) معجم البابطين للشعراء العرب، الأهرام ع ٤٣٩٠٧

وصورته من موقع المعرقة.

جمال يعقوب الفياض

(تکملة معجم المؤلفين)

جمال يوسف نويهض

(0771 - 013 /a = V. P1 - 3 PP14)

(تكملة معجم المؤلفين) جمال يونس = جمال محمد يونس

جمال يونس = محمد جمال الدين يونس



جمال مرسی (خطه)

جمال ملحم (۱۳۷۱ - ۱۶۲۰ه = ۱۹۵۱ - ۲۰۰۹م) (تکملة معجم المؤلفين)

جمال منصور = جمال عبدالرحمن محمد منصور

جمال بن ناصر النقیب (۱۳۸۹ – ۱۹۲۹ه = ۱۹۲۹ – ۲۰۱۳م) عالم داعیة سلفی.



ولد في قرية حَيْد بن أسعد بمديرية يافع رُصُد

(١٤٢٨/٢/٤) هو منها تأريخ الوفاة، ديوان الشعر العربي ١٩٩١ م، وهو عطأ ١٩٩١ م، وهو عطأ على خطأ! فالذي يوافق ١٣٩٧هـ هو ١٩٧٧م، والذي يوافق ١٣٩٧هـ هو ١٩٧٧م، والذي يوافق ١٩٩٧هـ هو ١٩٩٧م،

جمال الدين الآلوسي (١٣٢٠ - ١٩٩٣ م ) أديب وناقد محقق.



سماه أبوه: (أحمد) ولقبه بلقب جمال الدين أسوة بألقاب إخوته، وغلب لقبه وحده أوراقه وصار يسمى به، ودخل لقبه وحده أوراقه الرسمية، والتوقيع الأدبي وفي مؤلفاته. درس على طه الراوي وأخذ عنه الفقه والنحو، وتخرج في دار المعلمين، وأثناء دراسته انتمى إلى الحزب السري (حرس الاستقلال) وأسهم فيه بتوعية الجمهور، عين معلماً في سامراء، شارك في ثورة مايس ١٩٤١ عبر الإذاعة والصحافة، وبعد فشل الثورة اعتقل الإذاعة والصحافة، وبعد فشل الثورة اعتقل وأبعد إلى مُعتقل الفاو، وفصل من عمله لمدة خس سنوات، أعيد مدرساً في دار المعلمين البتدائية إلى أن أحال نفسه على التقاعد.

في اليمن، سافر إلى مكة المكرمة وطلب العلم في معهد الحرم المكي للعلوم الشرعية، وعلى جماعة من علماء مكة المكرمة، عاد فأسهم في إنشاء مركز السنة العلمي للعلوم الشرعية بمركز مديرية يافع ودرَّس فيه، وتفرَّغ للدعوة والتربية، فأسَّس مسجدًا جامعًا في وادي ظبه، ودرَّس فيه وخطب ودعا، ثم إلى عدن بمسجد سعد بن معاذ، واستقرَّ إمامًا وخطيبًا في مسجد الإمام الشافعي، ومديرًا لمركز الإمام الشافعي للعلوم الشرعية فيه، وكان صاحب جهود في تأسيس وعضوية عدد من الهيئات والمؤسسات الدعوية والاجتماعية والسياسية وقيادتها، من ذلك: عضو لجنة العمل السياسي والتوعوى في إطار التيار السلفي، عضو مؤسِّس في حركة النهضة الإسلامية وعضو بحلس شورى الحركة، عضو في اتحاد علماء ودعاة المحافظات الجنوبية. توفي في حادث مرور يوم السبت ٣ جمادي الآخرة، ١٣ أبريا (١).

جمال النقيب = جمال بن ناصر النقيب

(١) المصير أون لاين ١٣/٤/١٣م.

من مؤلفاته المطبوعة: أحمد حسن الزيات صاحب الرسالة، الأدب (٣ج، بالاشتراك)، أسامة بن منقذ بطل الحروب الصليبية، بغداد في الشعر العربي: من تاريخها وأخبارها الحضارية، البلاغة (بالمشاركة)، الحزائر بلد المليون شهيد: دراسات وانطباعات، الدبلوماسية عند المسلمين العرب، الدر المنتثر في رجال القرن الثاني عشر والثالث عشر الغي علاء الدين الآلوسي (تحقيق بالاشتراك مع عبدالله الجبوري)، ساطع الحصري؛ طه حسين، العقاد: عملاق الأدب والفكر والفن. وغيرها المذكورة في الكدب والفكر والفن. وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

جمال اللدين أحمد العطيفي (١٣٤٤ - ١٩٢٨ = ١٩٢٥ - ١٩٢٥م) إعلامي حقوقي وزير، كاتب صحفي سياسي واجتماعي.



ولد في أبو تيج بمحافظة أسيوط، وحصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق من جامعة القاهرة، عن بحثه «الحماية الجنائية من تأثير النشر» تولى منصب نقيب المحامين المؤقت في أعقاب حل محلس النقابة في مطلع الثمانينات الميلادية، واختير مستشاراً قانونياً لصحيفة الأهرام، وكان مقرراً للجنة التحضيرية للستور ١٩٧١م ثم تولى اللجنة التشريعية في محلس الشعب، وأصبح أحد أبرز البرلمانيين الموقيرات البرلمانية الدولية، كما تولى منصب وكيل مجلس الشعب في أكثر (١) معجم المولفين العراقين (١٦٤١، موسوعة أعلام العراق. (١) عمجم المولفين العراقين (١٦٤٢، موسوعة أعلام العراق.

من دورة. وأصبح وزيرًا للثقافة والإعلام سنة المعام المعام

ورفض أن يهاجم جمال عبدالناصر بعد موته، وأصدر كتاباً يشيد بزعامته بعنوان: أيام خالدة في حياة عبدالناصر، إلى جانب مؤلفاته الأخرى مثل: من منصّة الاتمام، القانون الدولي العام، مجموعة القانون المدني، آراء في الشرعية وفي الحربة، إضافة إلى كتابه الشهير: حربة الصحافة، الذي حصل به على جائزة الدولة التشجيعية (٧).

جمال الدين حسين مهران (۱۰۰۰ – ۱٤۲۱ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

جمال الدين حمدي (١٣٥٤ - ١٤٢١هـ؟ = ١٩٣٥ - ٢٠٠٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

جمال الدين بن حميدة = جمال الدين حمدي

جمال الدين بن السيد إبراهيم (١٣٤٧ - ١٤٣٠ه = ١٩٢٨ - ١٩٤٧) ضابط مهندس وزير.

 (٢) مائة شخصية مصرية وشخصية ص ٨٥، أعلام مصر في القرن العشرين ص ١٩٢٨. وصورته من الموسوعة الحرة.



ولد في القاهرة. حصل على دبلوم تخصص عال في هندسة المواصلات السلكية والدكتوراه في الإلكترونيات من تشيكوسلوفاكيا. أحد ضباط ثورة يوليو، ترقّى في الرتب العسكرية حتى رتبة الواء أركان حرب، وتولى إدارة سلاح الحرب الإلكترونية، ثم عيّن وزيراً للإنتاج الحربي، وعاد وزيراً أكثر من مرة، وكان رئيس اتحاد الجود المصري. شارك في حرب المضان، وفي مؤتمرات ومباحث عسكرية علية وعربية ودولية. وكان عضواً بمجلس الشعب عن دائرة حلوان. توفي يوم الاثنين الشعب عن دائرة حلوان. توفي يوم الاثنين

جمال الدين بن الشيخ (١٣٤٩ - ١٩٤١ه = ١٩٣٠ - ٢٠٠٥م) ناقد أدبي كتب بالفرنسية.



ولد في الدار البيضاء من عائلة جزائرية نزحت من تلمسان إلى المغرب، ودرس فيها الأدب الفرنسي واللغة العربية، وبعد الاستقلال درّس في جامعة الجزائر، وهو الذي أنشأ بحا (٣) الموسوة القومية ص ٩٤؛ الأهرام ١٤٣٠/٣/١٣.

الأدب المقارن، وكان متخصَّصًا في دراسة أدب العصور الإسلامية، وأنشأ بحلة (دفاتر جزائرية)، وتخرَّج عليه دفعات من الطلبة. ثم غادرها إلى فرنسا، وكان صديق محمد أركون، وأستاذًا في جامعة السوربون، وأسَّس القسم العربي في جامعة (باريس ٨)، وحشد لهذا القسم أساتذة من المشرق العربي منهم أمين محمود العالم (القيادي الشيوعي المصري). والذي فهمته من سيرته أنه كان علمانيًا صلیبًا. مات فی باریس یوم ٥ رجب، ١٠ آب (أغسطس).

من كتبه: وردة سوداء بلا عطر: رواية (ترجمها إلى العربية روز مخلوف)، الشعرية العربية: تتقدمه مقالة حول خطاب نقدى (ترجمه مبارك حنون ومحمد الوالى ومحمد أوراغ، وهو أطروحته)، عقلانية ابن خلدون (مع جورج لابيكان، حكاية الإسراء والمعراج، الديوان الجزائري للشعر المكتوب بالفرنسية من ١٩٤٥ إلى ١٩٢٥م.

وترجم أدبيات إلى اللغة الفرنسية، مثل أشعار أدونيس، وعبد المعطى حجازي، وأبي نواس، وروايات لبنانية، وإحدى روايات الطاهر وطَّار، واشترك مع رفيقه المستشرق الفرنسي أندري ميشال في ترجمة ألف ليلة وليلة إلى الفرنسية ترجمة حديثة استغرق العمل لإنجاز ها ستٌ سنوات(١).

## جمال الدين عبدالرحمن ( · · · - + 7 + f a = · · · - 7 · · 7 a)

مستشار هندسی.

-71.11/1./9

من مصر. رئيس المؤسسة المصرية العامة للتشييد والبناء (الهيئة القومية للبناء)، عضو بحلس إدارة البنك العربي الإفريقي. رفض تولي منصب وزارة الإسكان. كان له فضل كبير في بناء حائط الصواريخ على طول (١) الأهرام ع ٢٣٦٧٤ (٢٦/٧/٢٦) و ع ٢٣٢٧٤ (١٤٢٦/٨/٢٢)، الحياة ع ١٥٥١٨ (٢٢/٨/٢٦)ه).

(٢) الأهرام ع ٢٩٤٧٤ (١٩/٥/٥٢٤١ه). وما كتبه خالد رابح في يومية (السلام اليوم) بتاريخ

خط المواجهة مع الكيان الصهيوني. مات في شهر يونيو<sup>(۲)</sup>.

## جمال الدين عبدالعزيز مراد ( \* \* \* ~ TT3 / a = \* \* \* - 7 / \* 7 4) (تكملة معجم الؤلفين)

جمال الدين العلوى (0771 - 1131a = 0391 - 79915) باحث فلسفى محقِّق.

ولد في فاس، حصل على دبلوم الدراسات العليا في الفلسفة، وعمل أستاذاً بكلية الآداب بفاس، وكان عضواً باتحاد كتّاب المغرب، ورأس هيئة تحرير محلة كلية الآداب

من مؤلفاته وتحقيقاته: تلخيص السماء والعالم/ أبو الوليد بن رشد (تحقيق)، تقسيم السماع الطبيعي/ لابن رشد (تحقيق)، مقالات في المنطق والعلم الطبيعي لابن رشد (تحقیق)، مؤلفات ابن باجه، المتن الرشدى: مدخل لقراءة جديدة، تلخيص الكون والفساد لابن رشد (تحقيق)، رسائل فلسفية لأبي بكر بن باجه (تحقيق)، تلخيص الآثار العلوية لابن رشد (تقديم)، مختصر المستصفى المسمَّى بالضروري لابن رشد (تحقيق)(١).



جمال الدين الفندي = محمد جمال الدين...

(٣) دليل الكتاب المغاربة ص ٣٠٠، وكتاب «تلخيص الكون

جمال الدين فهمي أحمد (۲۰۰۰ - ۱٤۲۷هـ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

جمال الدين فؤاد السيد الليثي (Y371 - Y731a = P771 - 11.74) من روّاد الإنتاج السينمائي بمصر. عُرف برجمال الليثي).



من بني عبيد أبو قرقاص في المنيا. من الضباط الأحرار، ملازم أول بالمدفعية ليلة قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢م، أوكل إليه جمال عبدالناصر إدارة الشؤون المعنوية، ثم أوكل له رئاسة شركة القاهرة للسينما، ثم افتتح شركته الخاصة للإنتاج السينمائي عام ١٣٨٤ه (١٩٦٤م)، وعمل كاتبًا للسيناريو والحوار. قدَّم للسينما أكثر من (۲۰۱) فیلم، معظمها بذيء دنيء ينشر الفاحشة بين المسلمين ويلهيهم عن أمورهم العملية ومقاصدهم السامية ومستقبلهم الحقيقي، مثل: ثرثرة فوق النيل، اللص والكلاب، إشاعة، حب، ميرامار، ومعظم أفلام عبدالحليم حافظ وإسماعيل ياسين. توفي يوم الأربعاء مساء ٢٧ رجب، ٢٩ يونيو (١).

جمال الدين فوزي = جمال فوزي

جمال الدين قبلان (0271 - 01314 = 7781 - 08814)

داعية إسلامي.

(٤) أهل الفن ص٤٦، موقع فيلم (إثر وفاته).

ولد في قرية دينغيز بقضاء أسبير في محافظة أرضروم التركية. تلقى علوم الإسلام وتعلم اللغة العربية في طفولته من أبيه العالم، وتابع دراسته في كلية العلوم بأنقرة. عمل مفتشاً في «رئاسة الشؤون الدينية» التي تتولى شؤون المسلمين في تركيا، ثم عين مديراً للشؤون الخاصة فيها، وعمل مفتياً لأضنة حتى عام ١٤٠١هـ، ثم تقدم باستقالته ليتفرغ للتعاون مع زعيم حزب السلامة الوطني نحم الدين أربكان، وعمل في هذه الدعوة بألمانيا خاصة. وكان عام ٤٠٣ ه محطة فاصلة في مسيرته، إذ قام بزيارة لإيران تلبية لدعوة من آية الله الخميني، وإثر الزيارة أعلن انفصاله عن النظرة الوطنية التي يمثلها أربكان، منصرفاً إلى الدعوة إلى إقامة دولة إسلامية في تركيا، الأمر الذي عرّضه لنزع جنسيته التركية. وغيرً اسم عائلته من قبلان (أي النمر) إلى حوجا أوغلو. ونال اللجوء السياسي في ألمانيا، وبدأ شيَّ حملة مكثفة على تركيا والأتاتوركية، الأمر الذي أطلق عليه في أجهزة الإعلام التركية «الصوت الأسود». أسس «اتحاد الجمعيات والجماعات الإسلامية» عام ١٤٠٥ه، وانضم إليه أكثر من ٨٠٪ من أنصار أربكان، وأعلن في عام ١٤٠٧ه تأسيس «دولة الأناضول الإسلامية الفيدرالية» منصباً نفسه خليفة لما، وأعلن افتتاح أول «سفارة» لها في برلين. لكن تقلص نفوذه بعد ذلك لنجاح أربكان في إعادة «النظرة الوطنية» في ألمانيا وأوروبا، وإعاقة نشاط أتباعه. وكان يدعو إلى تحقيق ثورة إسلامية في تركيا على غرار الثورة الإيرانية تحت زعامة «الإمام» أي قبلان نفسه. واعتبر هدم النظام الكمالي في تركيا وإقامة نظام الشريعة في مقدم أولويات جهاده... وكان اعتماده في ذلك على «التبليغ»، عن طريق أشرطة التسجيل والفيديو. وكان ارتباطه بإيران عبر ترجمة خطبه ومواعظه التي كان الإيرانيون يطبعونها ويوزعونها داخل ألمانيا وتركيا. وفي

السنوات الأخيرة كان يعيش في شبه عزلة بكولونيا، وتوفي هناك في ١٦ ذي الحجة، ١٥ أيار (مايو)، ونقل جثمانه إلى تركيا ودُفن في أرضروم(١).

جمال الدين بن محمد الخوئي (١٣٣٧ - ١٤٠٤ه = ١٩١٨ - ١٩٨٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

جمال الدين محمد عبدالتواب (۱۰۰۰ – ۱۶۳۳ه = ۲۰۱۰ م) (تكملة معجم المؤلفين)

جمال الدين بن محمد عبداللطيف (١٣٥٨ - ١٩٣٩ = ١٩٣٩ - ٢٠٠١م) أديب دبلوماسي.

ولادته في مدينة أشمون المصرية. حصل على الدكتوراه من كلية التجارة بجامعة القاهرة، عمل في وزارة الخارجية، وفي سفارة مصر بعدة دول، وآخر وظائفه وكيل وزارة الخارجية.

له مجموعة قصصية، وكتاب: النظرية الاقتصادية، ودواوينه: حماس ونشوة، أشواق وحنين، دموع الأغاني<sup>(٢)</sup>.

جمال الدین محمد منصور (۱۳۲۱ - ۱۳۲۰ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۹م) سیاسی دبلوماسی.

من القاهرة. نال إجازة في العلوم العسكرية، وأخرى في العلوم السياسية والاقتصادية من جامعة القاهرة، تدرّج في السلك الدبلوماسي حتى منصب سفير، ومساعد لوزير الخارجية، وقد عمل سفيراً في ألمانيا الغربية، وتايلند، وزائير، وقبرص، وسورية، ويوخسلافيا، وأشرف على مكتب نائب رئيس الوزراء

(۱) الوسط ع ۱۷۶ (۱۲/۲۹ ۱۵۱۵هـ) ص ۳۰، الشرق الأوسط ع ۲۰۱۵ (۱۲/۱۸ ۱۵۱۵هـ).

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

ووزير الخارجية، وكان أحد رموز حركة الضباط الأحرار، وهو الذي أطلق هذا المصطلح على الحركة، وهو الذي كتب أول منشور باسم الضباط الأحرار تحت عنوان «نداء وتحذير». حضر العديد من المؤتمرات السياسية المحلية والدولية، وحصل جوائز وأوسمة. توفي يوم الأربعاء ١٠ جمادى الآخرة، ٣ حزيران (يونيو).

باسم جمال منصور (وأظنه المقصود) له: في الثورة والدبلوماسية (٢).

جمال الدين بن محمد النائيني (۰۰۰ - ۱۳۹۷ه = ۰۰۰ - ۱۹۷۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

جمال الدين بن يوسف ربيع (١٣٤٥ - ١٩٢٦ = ١٩٢٦ - ٢٠٠٢م) حزبي، من الضباط الأحرار، أديب قاص. عرف بجمال ربيع.



من مدينة قلّين التابعة لمحافظة كفر الشيخ بمصر، تخرّج في الكلية الحربية، وبدأ ضابطاً في القوات المسلحة، وكان واحداً من الضباط الأحرار الذين قاموا بثورة ٢٣ يوليو المناط الأحرار الذين قاموا بثورة ٢٣ يوليو للدة أربعة أعوام؛ لانتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين، ثم تولى إدارة الإذاعة العسكرية، ورأس القيادة الوطنية في بور توفيق بعد حرب

 <sup>(</sup>٣) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص ٩٥.

وأسَّس حزب مصر، وأصبح سكرتيره العام، وأسَّس حزب مصر، وأصبح سكرتيره العام، وتحوَّل الحزب إبان حكم السادات إلى الحزب الوطني الديمقراطي، وقضى نصف قرن في العمل السياسي، وعدَّ أحد أقدم مؤسسي الأحزاب المصرية.

له في مجال القصة والرواية: دماء على القناة، همسات السلام، الشرف الرفيع، الدمعة الأخيرة، الستارة الزرقاء، عرفت الليل، غن النصر، مسرحية الفارس، وملحمة شعرية عنوانها: الجبل الملتهب في الجزائر.

وله ديوان مخطوط، وكتاب: ماركسية العرب وانحيار السوفيت<sup>(۱)</sup>.

جمعة جابر (۱۹۸۸ – ۱۹۸۸ه؟ = ۵۰۰ – ۱۹۸۸م) ناقد موسیقی.



من مواليد مدينة مديي بالسودان. تخرج من معهد الموسيقى العسكرية، عمل مدرساً للموسيقى بوزارة التربية والتوجيه، ثم نال شهادة كورس الموسيقى من الاتحاد السوفيتي، وشهادة عليا فى الموسيقى من مدارس الفنون الدولية بالقاهرة. سافر إلى الأبيض وأسس معهد كردفان للموسيقى، الذي حرَّج عدد كبيرًا من الموسيقين، ومارس النقد الموسيقى، كبيرًا من الموسيقى، كما قام بإعداد مشروع وأقام الندوة الدولية للسلم الخماسي للمجمع نقابة الفنانين السودانيين، وعمل ممثلاً نقابة الفنانين السودانيين، وعمل ممثلاً للسودان بالمجمع العربي للموسيقى وانتخب نائبًا لرئيس المجمع، واستمرَّ به حتى وفاته.

وكان مشرفاً موسيقياً بإدارة الموسيقى في الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون آنذاك، وقد زود المكتبة الموسيقية بالكثير من المقطوعات منها. ونال شهادات تقدير وأوسمة.

له بحوث موسيقية نُشرت في مجلة الموسيقية العربية، وألَّف مجوعة من الكتب الموسيقية، منها: الموسيقى للهواة وتراثنا، مفهوم السلَّم الخماسي (٢).

# جمعة جمال صالح (۱۳۲۱ - ۱۹۱۰ - ۱۹۶۲ - ۱۹۹۰م)

باحث وخبير صناعي.

ولد في قرية أرمنا النوبية بمحافظة أسوان، تخرَّج في كلية العلوم، نال الدكتوراه الفخرية لجهوده في تطوير الصناعات التي تقوَّق فيها، حيث اعتبر من ألمع خبراء صناعة البلاستيك والتعبئة والتغليف على مستوى العالم العربي. حاضر في كليات الهندسة والفنون التطبيقية والزراعة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أدخل صناعة العبوات المرنة لأول مرة في مصر، رئيس جمعية أرقنا الخيرية بالقاهرة.

ألَّف عدداً من المؤلفات العلمية ترجمت إلى اللغات الأجنبية الله

جمعة حمّاد جهادية (١٣٤٢ - ١٤١٥ه = ١٩٢٣ – ١٩٩٥م) صحفي رائد.



(٢) موقع مكتبة الموسيقار يوسف الموصلي (استثيد منه في جمادى الآخرة ١٤٣٦هـ)، ورسمه من صحيفة الرائد (السودانية).

رًا) من أعلام التوبة ١٧٢/١.

ولد في عوجا الحفير بقضاء بئر السبع في الأردن، أنحى دراسته الثانوية، وأسهم في تأسيس جبهة شباب بئر السبع لمقاومة العدو الصهيوني، عمل مديراً لمكتب المؤتمر الإسلامي بالقدس، وشارك في تأسيس جريدة (المنار) وبحلة (الأفق الجديد) في القدس عام ١٣٨١ه، أسهم في تأسيس جريدة (أخبار اليوم) في عمان، كما أسهم في تأسيس نقابة الصحفيين، وعمل في عام ١٣٨٨ه رئيساً لتحرير جريدة (الدستور) التي صدرت عام ١٣٨٧ه بعد اندماج حريدتي المنار وفلسطين، وبقى رئيساً للتحرير حتى عام ١٣٩٣ هـ، وأعيد تعيينه في مجلس الأعيان عدة دورات، أمين عام الاتحاد الوطني العربي، مدير عام ورئيس بحلس إدارة المؤسّسة الصحفية الأردنية (الرأي والحوردان تايمز)، عضو لجنة الميثاق، وزير الثقافة في حكومة عبدالسلام الجالي. وكان زعيماً لقبائل سيناء، وجنوب فلسطين، وعدُّ أحد الذين أسهموا في تشكيل الرأي العام الأردني الفلسطيني. ومات في ٤ شوال، ٥ آذار (مارس) في العريش بمصر.

وثما كتب فيه وفي عمله الصحفي:

الصحافة في الأردن: قراءة في تجربة جمعة حماد/ نبيل حداد. حمّان: مؤسسة عمون للدراسات والنشر، ١٤٢٤هـ.

في وداع جمعة حماد/ مجموعة كتاب، بمناسبة مرور ٤٠ يوماً على وفاته.

جمعة حماد: حياته وفكره/ بمحموعة مؤلفين، 1819.

جمعة حماد: ذكرى ووفاء (صدر بمناسبة ذكراه الأولى).

الاتحاد الوطني العربي: صفحات من تجربة جمعة حماد/ إبراهيم العجلوني.

وقد حلَّف عدداً كبيراً من المقالات والدراسات والمؤلفات، منها: بدوي في أوروبا، العرب واليهود في ساحة الصراع، إشارات على طريق العمل الإسلامي، الوفاق

الدولي والصراع العربي الصهيوني: إطلالة على التحولات العالمية الجديدة، رحلة الضياع: ذكريات لاجئ، قضايا في الفكر والحياة، القدس: امتحان البقاء وهوية الوجود، بين الشرق والغرب: مشاهد وانطباعات، قصتي مع الصحافة(١).



جمعة سيد يوسف (۲۰۰۰ – ۱٤۲۹ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۸م) باحث في علم النفس.

من مصر. حصل على شهادة الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة القاهرة سنة ٤٠٧ اه، ثم كان أستاذ علم النفس العيادي في قسم علم النفس بالجامعة نفسها، ومدير الصندوق لمكافحة وعلاج الإدمان. أستاذ في قسم علم النفس بجامعة الملك سعود في الرياض أيضاً، وأشرف فيه على رسائل ماجستير. توفي نحو ١٩ صفر، ٢٦ فبراير. له كتب في مجال تخصصه، منها: دراسات نفسية في التذوق الفني (مع شاكر عبدالحميد ومعتز عبدالله)، سيكولوجية اللغة والمرض العقلي، علم النفس الجنائي (مع محمد شحاته ربيع ومعتز عبدالله)، النظريات الحديثة في تفسير الأمراض النفسية، الوقاية من تعاطى المحدرات بين الواقع والمأمول، إدارة ضغوط العمل: نحوذج للتدريب

(۱) من هو ۱۹۹/۸، الفيصل ع ۲۲۲ (ذو الحجة ۱۹۱۵هـ) ص ۱۲۵، معجم أدباء الأردن ۳۹/۱ وفيه أنه توثي يوم ۱۷ آذار.

والممارسة - رؤية نفسية، الصحة الحسمية والنفسية للمسنين (مع عزة مبروك)، قواعد التشخيص والعلاج النفسي... وغيرها مما ذكرتما له في (تكملة معجم المؤلفين).



جمعة الشوان = أحمد محمد الهوان

جمعة الفيروز (١٣٧٥ – ١٤٢٢هـ؟ = ١٩٥٥ – ٢٠٠١م) أديب كاتب.



ولد في (السدروة) بإمارة رأس الخيمة. كان شغوفاً بالقراءة منذ صغره، تخرج في معهد الموسيقا العربية بالقاهرة، تنقل في وظائف متعددة، وعاش حياة غير مستقرة. أسهم في تأسيس فرع لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات برأس الخيمة، وكان عضوًا في هيئته الإدارية، وناشطًا في فعالياته.

اً مولینی ۱۰ فالسترفة رشائر تعیضینی مدخلف المدی فالمدی فیل دار حرف خطّت و میفیاشا الغارخ ، نار ۱۰ نیم لیمت نیاری

جمعة الفيروز (خطه)

صدر له ديوان واحد عنوانه «ذاهل عبر الفكرة»، كما صدرت له مجموعتان قصصيتان، إحداهما عنوانها «مسافة أنت العشق الأولى» عن اتحاد الكتاب، والأخرى «علياء وهموم سالم البحار»، إلى جانب عنوانها «الدائرة»، وله أيضًا: ترنيمة الآه عند الأربعين(").

جمعة قدري الكيلاني (٠٠٠ - نحو ١٤٠١ه = ٠٠٠ - ١٩٨١م) مؤرخ من حماة.

له كتاب كبير جمع فيه أخبار مدينة حماه وأعلامها، في (٣٤) دفتراً (خ).

جمعة كنجي (١٣٥٢ - ١٩٨٦ هـ = ١٩٣٣ - ١٩٨٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

جملات عبداللطيف السُّلمي (۰۰۰ – نحو ۱٤۲۹هـ = ۰۰۰ نحو ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٢) موقع وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع (الإمارات)
 استفيد منه في جمادى الآخرة ٢٣٢ (هـ، مع إضافات من موقع (البوابة). وخطه من موقع الرمس نت.

جمهور کریم خمّاس ۱۹۲۱ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۵م) (تکملة معجم المؤلفين)

جمیل إبراهیم علوش (۱۳۵۱ - ۱۳۲۱هـ = ۱۹۳۷ - ۲۰۱۰م) لغوي شاعر.



ولادته في بيرزيت بفلسطين. حصل على الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها من جامعة القديس يوسف ببيروت، وعمل في وزارة المالية بالكويت، ودرَّس في عدة كليات بالأردن، وأشرف على رسائل علمية في الجامعة التي تخرَّج منها. نشر قصائده وأبحاثه الأدبية النقدية واللغوية في مجلات عربية، ونظم الشعر. وكان عضوًا في رابطة الأدباء بالكويت، والأردن، وفلسطين، وشارك في مؤتمرات أدبية، وله آراء في الصناعة النحوية بين تقدير الإعراب وتفسير المعني، ولم ينجرف وراء الحداثة بمفهومها السطحي لدى البعض. وكان مدافعًا قويًا عن اللغة العربية، وعدَّ قصيدة النثر والتفعيلة نوعًا من التكسير في الثوابت اللغوية. وذكر أخوه (ناجى) أنه لم ينتم إلى حزب سياسى، ولكن كان مع التحولات الثورية والدعقراطية في الوطن العربي، وأنه ظلَّ دائمًا مع الحركة القومية والثورية والديمقراطية. توفي بتاريخ ١٤ شعبان، ۲٥ تموز (يوليه).

له ۱۱ ديوان شعر، منها: عرس الصحراء، خوابي الحزن، المجموعة الشعرية الكاملة.. ومن إنتاجه النثري: ابن الأنباري وجهوده في النحو (أصله دكتوراه)، عمر أبو ريشة:

تصبد القاداب إلى لقاء صحابها لوكان في غُرف الجناب مقائها خرينت المستقط رأسيها وتلهنت ولمساخات سرورها وصنائها أغلى من الدينا النسيعة مارك

أصبع إلى لكدي وساليا عهدها هيمات أن أنسب ماتها فيا السيور في هنتونها والطهر في وأذ انظرت إلى صنوبرها وما راعتك فيما أبدعت من سسيد هي عنة خضراء رف على المدى

وسَنَا وَلُ الأَمْنَابُ عَنَ الْمَابِهِ الْمَابِهِ الْمَابِهِ الْمَابِهِ الْمَابِهِ الْمَابِهِ الْمَابِهِ الْمَابِهِ الْمَابِةِ الْمَابِهِ الْمُابِهِ الْمُابِعِينَ الْمُوبِ الْمُودِي الْمُوبِ الْمُمِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُوبِ

ولئن فرى كبدي طويل غيايها ا في الكون مثل فتنونها وفلايها ، ريتونها والعظر في أعنايها ، قدرف منه على مسيح رهايها ! ومفت تخايل في بديع "بيايها » ماراح ينغخ عابناً من غابها ا

جميل علوش (خطه)

حياته وشعره، الإعراب النموذجي، التجديد والحداثة بمعيار بياني، فصول في الثقافة اللغوية، التعجب: صيغته وأبنيته، من جدل النحو والإعراب، مناظرات في اللغة والنحو، جميل علوش: سيرة وذكريات. وكتب أخرى له ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(1).

جمیل بن إبراهیم محمد عبدالجبار (۱۳۵۲ – ۱۹۳۳ – ۱۹۳۳ – ۲۰۰۲م؟) تربوی وکاتب إسلامی.



(١) موسوعة كتاب فلسطين ٢٠٠/١، دنيل كتاب فلسطين ص٥٥، موسوعة أعلام فلسطين ٨٥/٢، معجم البابطين للشعراء العرب ٢٩٣/١، موقع وزارة الثقافة الأردنية (ربيع الأول ٤٣٣)، الدستور ٨٢/٧/٨.

ولد بمكة المكرمة، تخرج في قسم اللغة العربية بكلية المعلمين، وحصل على دبلوم معهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، بدأ معلماً لمادة اللغة العربية، ثم عين مفتشاً بإدارة التعليم في مدينة حدة، فرئيساً لقسم رعاية الشباب في إدارة التعليم بحا، ثم مديراً لثانوية الشباب في إدارة التعليم بحا، ثم مديراً لثانوية الشباب في إدارة التعليم بحا، ثم

عكف بعد تقاعده على القراءة والبحث، وأصدر أربعة مؤلفات، هي: البرهان من آيات القرآن، البيان من سنّة خليل الرحن، الوئام في الاحتكام لأقوال الأثمة الأعلام (٢ج)، العلاج الشعبي(٣).

جميل أحمد الحسني (١٣٥٤ - ١٩٢٧ه := ١٩٢٦ - ١٩٩٧م) ناشط سياسي.

ولد بمدينة يافا الفلسطينية. حصل على إجازة من قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة، وعمل مدة في الصحافة، ثم التحق بوزارة الخارجية

(٢) من موقع عائلة عبدالجبار (٢٦٩ هـ).

في الكويت، وصار عضوًا في وفد الكويت الدائم بالأمم المتحدة. وأمضى في أمريكا (٢٥) عامًا باحقًا ومؤرخًا ومناضلًا سياسيًا، وجمع مكتبة كبيرة من الدراسات السياسية والتاريخية، وأرشف آلاف القصاصات من العربية، وتركته الثقافية في جمعية يافا للتنمية الاجتماعية بعمّان، وله كتب مخطوطة عفوظة في جامعة بيرزيت، وهي:

الالتزام الأميركي للدولة الصهيونية (٣ج)، يهود أمريكا واللوبي الإسرائيلي: الخط الفاصل، ربع قرن في رحاب العم سام (٢ج)، نحو مجهود إعلامي عربي فعال في أمريكا، الالتزامات والمواقف الأميركية في الشرق الأوسط، العلاقة الخاصة والشاذة (٣ج)(١).

جميل أحمد بن سعيد التهانوي (١٣١٨ - ١٤١٤هـ = ١٩٠٠ - ١٩٩٣م) عالم أديب، داعية شاعر.

من مدينة تهانه يمون بالهند، حصّل العلوم الشرعية واللغوية بمدرسة مظاهر العلوم بسهارنبور، ثم درّس في مدرسة نظامية حيدر آباد الدكن، ثم في مدرسة مظاهر العلوم لمدة ربع قرن، ثم عمل في الجامعة الأشرفية بباكستان، كما عمل في الإفتاء، وكان عضواً في جاعة التبليغ والدعوة، نشيطاً في تعليم الدعاة، ومناقشة القضايا الفكرية والدينية، وسلك مسلك الصوفية. مات في مدينة الهدر.

له مؤلفات باللغتين العربية والأوردية، كما نظم الشعر بالعربية.

من مؤلفاته بالعربية: حاشية على المعلقات السبع، شرح أزهار العرب، تراجم الحماسيين، أحكام القرآن على مسائل

(١) عاللات وشخصيات من يافا ص٢٥٣٠

نعمان، الفحاوي على الطحاوي، ومجموع شعري جمعه حفيده (٢).

جميل إسحاق عبيد (۱۰۰۰ - ۱۹۲۲ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

جميل بن إسماعيل الخطيب الكناني (١٣٣٣ - ١٩١٥ه = ١٩١٤ - ١٩٨٥م) خطيب المسجد الأقصي.



ولد في القلس، حصل على الشهادة العالمية من جامعة الأزهر، عاد ليدرَّس ويؤمَّ في مسجد الصخرة، ثم أصبح خطيباً للمسجد الأقصى منذ عام ١٣٥٩ه حتى وفاته، الأقصى منذ عام ١٣٥٩ه حتى وفاته، شرعياً، ورئيساً لهيئة الوعظ والإرشاد. وهو آخر خطيب للمسجد الأقصى من آل الكناني الخطيب، وأول من ولي الخطابة منهم هو القاضي بدر الدين بن جماعة سنة منهم هو القاضي بدر الدين بن جماعة سنة ١٨٧ه في عهد الملك قلاوون ١٩٠٠.



جميل الكناني.. خطيب المسجد الأقصى

(۲) معجم البابطين لشعراء العربية.
 (۳) أعلام الهدى ۲۷۱/۱. وصورته من موقع آل الخطيب

جميل إسماعيل شلبي (۰۰۰ - ۱٤۲۷ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

جميل ألفرد حتمل (١٣٧٦ - ١٤١٥ه = ١٩٥٦ - ١٩٩٤م) محرر صحفى قاص.



من دمشق، درس في ثانوية العناية الرسمية، مال إلى الآداب والفنون، طالع وقرأ في الأدب والتراث، وشارك في إصدار العديد من الصحف والمحلات العربية والسورية. استقر في فرنسا، وعمل في الصحافة العربية هناك أيضاً، واهتم بالقصة القصيرة. توفي في جمادى الأولى، لا تشرين الأول.

من تآليفه: الطفلة ذات القبعة البيضاء، انفعالات، ابق لهذه الليلة، حين لا بلاد، قصص المرض قصص الجنون، سأقول لهم. وفي مصدر أنها خمس مجموعات، وقل صدرت في مجلد واحد عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر بعنوان: المجموعات المقصصية الخموعات.

جميل الأورفلي (١٣٢٥ - ١٩٩٤هـ = ١٩٠٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٤) الثورة الثقافية (سورية) ع ٢٦٠ (١٠/٥/٥٠٠م)، موسوعة أعلام سورية ٢٦٢.

#### جميل بركات (+ 371 - 0731A = 1791 - 3 + + Ya) أديب سياسي مناضل.



ولد في الكرك بالأردن من والد مقدسي، وتلقى فيها وفي الخليل والقدس وبغداد والقاهرة علومه الأدبية والعسكرية والاقتصادية، عمل في التعليم والبنوك، تسلم مراكز قيادية في بعض الأقطار العربية، مستشار سياسي واقتصادي في اليمن، مدير عام وكالة الحكومة اليمنية في مستعمرة عدن، صاحب القضية الفلسطينية وقادتما وسارفي ركبها وزار من أجلها بلداناً عديدة وشارك في مؤتمرات اقتصادية وسياسية، وكتب في دوريات عديدة. مات في عمّان.

من آثاره الكتبية: فلسطين والشعر، وذكر في مقدمته أنه يزمع إخراج: عبدالقادر الحسيني كما عرفته، الاستعمار البريطاني لعدن والحميات، كنت مستشاراً في اليمن، الشقيري في الصين(١).

جميل برهان الدين السعدني  $(\bullet \bullet \bullet - 37316. = \bullet \bullet \bullet - 77.74)$ (تكملة معجم المؤلفين)

# جميل بشير (+371 - VP71a = 1781 - YV814) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) وترجمته من كتابه (فلسطين والشعر)، ونعيه في الضاد (حزيران ٢٠٠٤م) ص ٤٨. ويكني بأبي خليل.

## جميل بندي الروزبياني = محمد جميل أحمد الروزبياني

جميل بوشي المولوي (PTT1 - 7731 a = . 181 - 1749) خطّاط،



جميل بوشي وبجانبه المصحف الذي كتبه

من مواليد حلب. والده (صالح). درس حتى الصف الخامس، وبعد أن تعلم الحسابات التجارية تحوَّل إلى الخطِّ وأتقنه، وكان أستاذه حسن حسنى خطّاط السلطان عبدالحميد في الباب العالى. عمل خطّاطًا في الخطوط الحديدية، وجميع لوحات الدوائر والطرق في حلب كانت بخطه في الخمسينات الميلادية، وقد أجاد كلَّ الخطوط، واشترك في معارض عالمية. وخلَّف والده في رئاسة الفرقة المولوية بحلب. من أهم أعماله كتابته مصحفًا بالخطِّ الريحاني، طوله (٦٣ سم) وعرضه (٤٥ سم)، بسماكة (١٤ سم)، ومكث في كتابته (١٥) عامًا، وصنع له جلدًا مرصَّعًا بخيوط مذهبة، وبحشو مخطوط عليه أسماء الله الحسني، وفي كلِّ زاوية من زواياه مخطوط اسم الله، وفي وسط الجلد (عظيم).

كما خطَّ المصحف الشريف بخطِّ النسخ، وآخر بالخط الفارسي وهو ابن الثمانين عامًا. توفي يوم الثلاثاء ٢٣ رجب، ١٢ حزيران(٢).

(٢) موتع التربية الفنية ٢٠١٢/٤/٢م، موقع جواهر حلب، معة أوائل من حلب،



جميل جبر (27 - 17 - 197 + = 21 + 7 - 1 - 17 + 7 c)

كاتب أديب وجودي.

من قرية (بيت شباب) في قضاء المتن بلبنان. نال الشهادة الثانوية، انضم إلى حزب وتركه بعد ثلاث سنوات قائلًا: «تبيَّن لي أن الأحزاب السياسية في العالم العربي لا تعدف إلى حدمة الأوطان، بل إلى حدمة الأشخاص». وعمل في عدة صحف، ثم نال شهادة الدكتوراه من جامعة ليون الفرنسية عن الجاحظ ومجتمع عصره. عمل في سكة الحديد والمرفأ اللبناني مدة، ومحرِّرًا في محلة الحكمة برئاسة تحرير فؤاد كنعان، وأذاع سلسلة أحاديث بعنوان (على دروب الحضارة اللبنانية عبر التاريخ) في إذاعة لبنان طوال عشرين سنة. اهتم بأدب السيرة، وكتب بالعربية والفرنسية، أسهم في تأسيس جمعية القلم عام ١٣٧١هـ (١٩٥١م) مع قسطنطين زريق، وفي جمعية العلوم السياسية، ومحلس المتن الشمالي للثقافة، ومحلس رعاية الندوة اللبنانية، وجمعية التبادل الثقائي بين لبنان وإيطاليا. ورأس نادي القلم الدولي في لبنان، وزار معظم عواصم الدول الأوربية، والصين، وتوزعت كتاباته بين أدب السيرة والرواية والبحث والصحافة الأدبية والسياسية والنقد، ويقول في منهجه: «أحببتُ ألفرد دوفيني في تحديه للقدر، وروسو في تعلقه بالطبيعة، وفولتير في كتبه النقدية، ومارلو الذي تحدَّث عن الإنسان المسحوق في هذا القرن المضطرب، ومن الشعراء أحببتُ أيضًا

وجودية أبي نواس، وآراء المعري الواقعية، وقصائد صلاح لبكي». واعتبر حاك بيرك روايته (قلق) بداية الأدب الوجودي بالعربية. توفي يوم الجمعة ٩ رمضان، ٣١ تموز (يوليه). صدر له أكثر من (٦٠) كتابًا، منها كتب عن جبران، والريحاني، وشارل قرم، وإلياس أبي شبكة، ومي زيادة، وماري هاسكل. وله رواية: قلق، ورواية: بعد العاصفة، وقصص: حمى، جبيل في التاريخ.

وأصدر سلسلة من الكتيبات عن عدد من الشعراء والأدباء اللبنانيين تحت اسم «ما قلّ ودلَّ» مثل: أمين تقي الدين، إلياس أبو شبكة، توفيق يوسف عواد، عبدالله العلايلي، عمر فاوخ، سعيد تقي الدين، فوزي المعلوف، سليم حيدر، أنيس فريحة، خليل مطران، حسن الأمين، إيليا أبو ماضي، فؤاد سليمان، شارل مالك، خليل حاوي، إدوار حين.

وله كتب بالفرنسية، وأخرى ترجمها عن الفرنسية، وكتب مخطوطة لم تنشر أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

جمیل جرجس لحود (۱۳۱۹ - ۱۶۰۲ه = ۱۹۰۱ – ۱۹۸۲م) (تکملة معجم المؤلفین)

جميل الجودي = محمد جميل بن صالح الجودي

جميل حاجو (۱۹۹۰ - ۱۹۹۰ = ۱۰۰ - ۱۹۹۰م) عميد أسرة «حاجو» الكردية.

(١) مجلة العربي ع٥٥٣ (كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠٤م) (ترجم فيها لنفسه)، صحيفة الأنوار ١٩ نوفمبر [٢٠١٢م] (لقاء معه)، وذكريات أخرى له في مجلة الجيش [اللبناني] ع٢٢٥ (آذار ٢٠٠٤م).

وهو من أكبر أولاد أبيه «حاجو» الذي هاجر من تركيا، واستوطن الجزيرة الفراتية بسورية أيام الاحتلال الفرنسي، وكان يحلم بإقامة دولة كردية قبل بيان الحدود السورية. وكانت أسرة حاجو تسيطر على أكثر من عشرين قرية على نظام «الإقطاع»، وعاصمتهم قرية «كري بري» أي تل الجسر - وهي القرية التي ولدتُ فيها - ثم نكبت بمم الدولة في أوائل الستينات الميلادية، وأخذت جميع أملاكهم. وثار عليهم أهالي تلك القرية، فأجلوهم منها، ثم أصبح معظم أهالي تلك القرية شيوعيين. وكان من توفيق الله تعالى أن هاجرت أسرتنا من هناك وأنا في الخامسة من عمري، فلم أتلوَّث بتلك الأفكار الفاسدة. ثم سكن معظم أسرة حاجو في ناحية قبور البيض، التي سميت فيما بعد «القحطانية»، وهي تبعد عن القامشلي ٣٠ كم، وتبعد عن تلك القرية ٥ كم. وكانت لمم قصورهم الجميلة على سماطكي الطريق العمومي شرقي البلدة. وكان المترجم له يُستدعى إلى أمن الدولة أكثر من مرة، ثم إنه شجن شهوراً أو سنوات في أواخر الستينات، وأفرج عنه. وكان يصدر ويشرف على محلة بعنوان «السلام» باللغة العربية، وربما كان صدورها من مدينة القامشلي. وقد وقفت على عدد منها وأنا فتي، وكان بحوزتي، ثم لم أعرف مصيره. وأذكر أن موضوعاته كانت تنحى المنحى الاشتراكي، فكنت أستغرب كيف أن الرجل نُكب به وبأسرته لأنهم إقطاعيون، وهو يدعو إلى النظام الاشتراكي؟! وكان رجلاً نحيفاً، طويلاً، ذا حاجبين كثيفين، فيه عبوسة المهابة. وما كان يحضر جعة ولا جماعة وممن تعرفت على أولاده الأستاذ كيمور، وكان يدرِّس مادة التاريخ، فدرَّسنا معاً في بلدة القحطانية مدة أشهر، ثم طرد كلانا من التدريس لأسباب طويلة ومتباينة!



قلت: وإنما أوردتُ ترجمته بمناسبة إصداره بحلة «السلام»، ورأيت عدداً منها – كما ذكرت – وأظن أنه كان لعام ١٣٧٦ه (ما ١٩٥٦م) وكان من الحجم الصغير. وما كنت أعرف أنه كان يكتب موضوعات بالعربية، فلربما كان ذلك بمساعدة جماعته وأنصاره، ولكن تحت إشرافه.

جمیل حبیب صلیبا (۱۳۲۰ - ۱۳۹۱ه = ۱۹۰۲ - ۱۹۷۱م) باحث فلسفی محقِّق.



ولد في قرية القرعون بلبنان، انتقل إلى دمشق عام ١٩٠٨، أوفدته وزارة المعارف السورية إلى جامعة السوريون، فحصل منها على الدكتوراه في الفلسفة، وشهادة التربية وعلم النفس، ولما عاد عيِّن مدرساً للفلسفة في تجهيز دمشق، ثم كان أميناً عاماً لوزارة المعارف، وعميدًا لكلية التربية، وأستاذ الفلسفة في كلية الآداب بجامعة دمشق، وكان عضو اللجنة الثقافية الوطنية، وفي عام وكان عضو اللجنة الثقافية الوطنية، وفي عام

١٣٥٧ه (١٩٣٣م) أصدر بحلة الثقافة في دمشق بالاشتراك مع خليل مردم بك وكامل عياد وكاظم الداغستاني، وعاشت سنة واحدة، ثم أصدر بحلة المعلمين والمعلمات بالتعاون مع بعض الأساتذة، كما أنشأ بحلة التربية والتعلم في وزارة المعارف، وفي سنة في المجمع العلمي العربي، فنشر في بحلة المجمع وغيرها كثيراً من المقالات، وألقى محاضرات عامة نشرت في المحلات، وألقى محاضرات عامة نشرت في المحلات، مثل سورية في عدة مؤتمرات أدبية، ثم أقام في بيروت، وبما مات يوم الثلاثاء ١٩ شوال، ١٢ تشرين الأول.

ابن سينا: درس - تحليل - منتخبات، ابن خلدون: درس- تحليل- منتخبات (بالاشتراك)، المعجم الفلسفي، وله مؤلفاته أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

جميل حتمل = جميل ألفريد حتمل

جميل حَمُّودي (۱۳٤٣ - ۱۹۲٤ه = ۱۹۲۶ - ۲۰۰۳م) فنان تشكيلي ريادي.



ولد في بغداد، تخرّج في معهد الفنون، سافر إلى باريس للاستزادة من دراسته الفنية وأمضى فيها نحو عشرين عاماً، وأصدر هناك بحلة «عشتار»، في أواخر الأربعينات الميلادية، وكانت تعنى بشؤون الفكر والثقافة والفن، ولكن اهتمامه الأساسي انصبَّ على الرسم، وعُدَّ من الرواد المؤسِّسين للحركة التشكيلية في العراق، والمؤسِّس الحقيقي المدرسة الحروفية العربية، وأحد الداعين إلى استلهام الحرف باللوحة، منظر في هذا الفن. مدير المركز الثقافي العراقي في باريس. منتح حوائز وشهادات وأوسمة.

ومن عناوين كتبه المطبوعة: آفاق (قصائد)، أحلام من الشرق: قصائد وتزويقات، تقرير بعثة اليونسكو (نيسان – أيار ١٩٦٧) عن صيانة النصب التاريخية في العراق/ ج بياريز

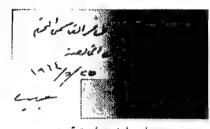

جميل صليبا (خطه وتوقيعه)

صدر فيه كتاب: جميل صليبا مفكرًا ومربيًا/ أنطون مقدسي نصر الله.

وله كتب، منها: من أفلاطون إلى ابن سينا، من الخيال إلى الحقيقة، المنطق وطرائق العلم العامة (بالاشتراك مع كامل عياد)، علم النفس، الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام وأثرها في الأدب الحديث (عشر محاضرات القاهرة)، مقالة الطريقة لحسن قيادة العقل بالقاهرة)، مقالة الطريقة لحسن قيادة العقل وللبحث عن الحقيقة في العلوم/ تأليف ريبيه ديكارت (ترجمة)، إعداد المربي (ترجمة بالاشتراك مع حكمت هاشم وسامي بالاشتراك مع حكمت هاشم وسامي الدروبي) وهو عدد خاص من مجلة المعلم المنسوبة للمجريطي (تحقيق، ٢ مج)، المنقذ المنسوبة للمجريطي (تحقيق بالاشتراك)، حي من يقظان لابن طفيل (تحقيق بالاشتراك)، حي بن يقظان لابن طفيل (تحقيق بالاشتراك)،

(ترجمة)، خيمنيز بالاكوير: تحليل ونقد لفنه، مارا ركي: تحليل ونقد لفنها، معرض جميل حمودي (بغداد ١٣٥٨هه)، الأزياء الآشورية/ مديرية الآثار العامة (ترجمة مع عيد نور عبود)، دليل الفنانين العراقيين، معرض الفن الفرنسي من ١٩٦٠ – ١٩٧٧ (ترجمة)(١).

جميل حيدر = جميل صادق حيدر جميل خوري = جميل لبيب خوري

جميل داود نمُّور (١٣٥٦ - ١٤٠٦ = ١٩٣٧ - ١٩٨٦م) باحث فلسفي أكادعي.



ولد في بعقلين بلبنان، التحق بجامعة أوريغون الأمريكية فأحرز فيها الإجازة في الفلسفة، ثم الدكتوراه. انتقل إلى جامعة ساكرمنتو في ولاية كاليفورنيا وأصبح فيها رئيساً للأكاديمية الفلسفة وأستاذاً فيها، ثم رئيساً للأكاديمية العلمية، واهتم بفنكنشتاين وفلسفة اللغة، كما تولى إدارة «مشروع التفكير الناقد» الذي اعتمدته الجامعة أساساً لإكساب طلبتها المهارة في الوضوح والتناسق في التفكير، ومنحته الجامعة جائزة «الخدمة التفكير، ومنحته الجامعة جائزة «الخدمة العلماء الأمركيين»، وفي «دليل العلماء الأمركيين»، وفي «دليل العلماء

 (٣) أعلام الصحافة في الوطن العربي ١٠،١٠١ أعلام الفن في العراق الحديث ص ٢٠٠٠ معجم المولفين العراقيين ٢٧٠/١ معجم المولفين والكتاب العراقيين ١٠،٣/٢.

العالميين» سنة ١٩٧٩م. وله قصائد في بحلات لبنانية(١).

# جميل رشيد الكبِّي (١٣٤٩ – ١٤٠٨هـ = ١٩٣٠ – ١٩٨٨م)

حقوقي سياسي اقتصادي.

ولد في بيروت، أجيز في الحقوق، وحصل على دكتوراه في الاقتصاد التطبيقي من جامعة القاهرة. عمل في المحاماة والتدريس الجامعي، أحد روّاد حركة القوميين العرب، من مؤسّسي نادي خريجي جمعية المقاصد الإسلامية، وزير العمل، ثم البرق، فالصحة، شارك في مؤتمرات الحوار الوطني بلوزان شارك في مؤتمرات الحوار الوطني بلوزان وتونس والطائف، أمين عام الجامعة العربية في بيروت، نائب رئيس جمعية المقاصد، رئيس جمعية المقاصد، رئيس جمعية المقاصد، الإسلامية، الرئيس الفخري لجمعية الفتوة الإسلامية، الرئيس الفخري لجمعية الفتوة الإسلامية، الرئيس الفخري لجمعية الفتوة الإسلامية،

#### جمیل بن رضا مراد (۱۳۰۰ – ۱۹۰۵ه = ۱۸۸۳ – ۱۹۸۵م) (تکملة معجم المؤلفين)

جميل الروزبياني = محمد جميل بن أحمد الروزبياني

جميل السعدني = جميل برهان الدين السعدني

#### جميل سعيد العاني (١٣٣٥ - ١٤١٠ه = ١٩١٦ - ١٩٩٠م) أديب وباحث ناقد.

(١) معجم أعلام الدروز ٢/٩٧/٠.

(٢) دليل الإعلام والأعلام ص ٤٤٥، قرى ومدن لبنان



ولد في «عنه» بالعراق، حصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة، عين مدرساً بدار المعلمين العالية، وأستاذاً في كلية الآداب بجامعة بغداد، وعميداً لكلية الشريعة، ثم كلية الآداب. حصل على إيفاد للتدريس بجامعة برنسنت بأمريكا، ومعهد الدراسات العربية بالقاهرة، وقضى عدة سنوات أستاذاً في جامعة الرياض، ثم انتقل إلى جامعة الإمارات العربية، فكان فيها أستاذاً ورئيس وعميداً. وعاد إلى بغداد، وفيه توفي. وكان عضواً في الجامع العربية الثلاثة: وكان عضواً في الجامع العربية الثلاثة: من الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات العلمية المؤتمرات

قدمت فيه رسالة دكتوراه بعنوان: جميل سعيد: حياته وآثاره/ عبيد ناصيف الكبيسي (الجامعة المستنصرية، ٢٤٢هـ).

وله كتب عديدة تحقيقاً وتأليفاً، منها: نظرات في التيارات الأدبية الحديثة في العراق، تاريخ الأدب العربي، دروس في البلاغة وتطورها، ديوان الوزير محمد بن عبدالملك الزيات (تحقيق)، الزهاوي وثورته في الجحيم، الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور/ ضياء الدين بن الأثير المجزري (تحقيق بالاشتراك مع مصطفى حواد)، خريدة القصر/ العماد الأصبهاني حواد)، خريدة القصر/ العماد الأصبهاني المرقوم في حلى المنظوم/ ضياء العراق)، الوشي المرقوم في حلى المنظوم/ ضياء العراق)، الوشي المرقوم في حلى المنظوم/ ضياء الدين بن الأثير

جمیل بن سلمان ذبیان (۱۳۳۶ - ۱۶۱۳ه = ۱۹۱۰ - ۱۹۹۲م) ضابط کاتب شاعر.

الجزري (تحقيق)، وله مؤلفات وتحقيقات

أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين) ١٦٠٠.



من بلدة مزرعة الشوف بلبنان، حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة الحكمة ببيروت، ثم درَّس فيها وفي غيرها، كما تخرَّج في المدرسة الحربية بمدينة حمص ملازماً في الجيش، عمل برتبة مقدَّم في الأمن الداخلي، وكان واحداً من مؤسسي جمعية إخوان الصفا. وحصل أوسمة.

طبع له من الكتب: التقمص، إسلامية الموحّدين الدروز، محمد النبي العربي (ديوان)، موقعة عنجر (مسرحية شعرية).

وله من المخطوط: ملحمة القضية الفلسطينية (١٦٠٠٠ بيت، في ٥ ج)، موقعة الاستقلال، موقعة صافور، حصار بيروت، (وكلها شعر)، قتلت مرتين، طريق الحبة، تاريخ لطائفة الدروز، ستراتونيس (٤).

(٤) معجم البابطين لشعراء العربية.

<sup>(</sup>٣) بحلة بحمع اللغة العربية الأردين س ١٤ ع ٣٩ (ذو القعدة ١٤٠٠ – ربيع الآخر ١٤١١ه) ص ٣٥٥، موسوعة أعلام العراق ٢٥/١، معجم للولفين العراقيين ٢٧٧/١ معجم للولفين العراقيين ٢٧٧/١ معجم للولفين والكتاب العراقيين ٢٠٧/١ ، اللخائر ع ١٧ (١٠٧٠) ما العراقي ص ١٨ (وواته فيه ١٩٩١م).

جمیل سلیم سلطان (۱۳۲۷ - ۱۶۰۰ه= ۱۹۰۹ - ۱۹۸۰م)

أديب وباحث لغوي تربوي.

من سلالة ملوك داغستان وأمرائها. ولد في دمشق، وحاز الحقوق والآداب العليا، أتقن الفرنسية وأمَّم بالإنجليزية والتركية. حصل على الدكتوراه في الآداب من باريس، وشهادة مدرسة اللغات الشرقية. وفي دمشق عُيِّن أستاذاً للأدب العربي، ثم مديراً للمعارف في حوران، ومديراً عاماً للإذاعة، ثم مديراً للتعليم الابتدائي في وزارة المعارف.



جميل سلطان (خطه وتوقيعه)

من مؤلفاته المطبوعة: مستهل الآداب، فنون الشعر، أوزان الشعر وقوافيه، الموشّحات، شاعر على سرير من ذهب: عبدالله بن رواحة، أبو تمام، جرير، صريع الغواني، الخطيقة، النابغة الذبياني، فن القصة والمقامة. وله بالفرنسية: دراسة نهج البلاغة (وهي الدراسة التي نال بها درجة الدكتوراه، وقد ترجمها إلى العربية ولم تطبع)، أحاديث الشعر للجماعيلي (تحقيق)، دمشق الشام منذ مائتي عام. وله ديوان شعر لم يطبع (۱).

# جميل شاكر الخانجي (١٣١٦ - ١٣٩١ه = ١٨٩٨ - ١٩٧٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) أعلام دمشق في القرن الرابع عشر الهجري ص ٦٣، حصول النهاني ٦٣٠/٣.

#### جمیل صادق حیدر (۱۳۵۶ – ۱۹۲۰ه ۱ = ۱۹۳۵ – ۱۹۹۹م) شاعر إمامي.



ولد في سوق الشيوخ بالعراق. تخرج في معاهد النجف العلمية. عمثل مركز بيته الديني، وعمثل العلماء الشيعة في سوق الشيوخ. عين معلماً على ملاك المعارف في الناصرية حتى أحيل على التقاعد. عضو الرابطة الأدبية في النجف، وجمعية المؤلفين واتحاد الأدباء في ذي قار. حضر العديد من المهرجانات الأدبية والشعرية في المربد وغيرها.

#### جميل صليبا = جميل حبيب صليبا

جمیل عارف (۲۰۰۰ - ۱٤۲۷ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۹م) صحفی ریادي.



عمل في الصحافة منذ عام ١٣٦٥هـ (١٩٤٥م)، على إثر تخرجه من جامعة القاهرة، عمل عدة سنوات في الصحف اليومية، كما عمل في بحلة المصور (دار الحلال) ثم انتقل للعمل في بحلة آخر ساعة لمدة ٢٣ سنة، وكان نائباً لرئيس تحريرها لمدة

۱۹ سنة، ثم عمل مديراً لتحرير مجلة أكتوبر، فكاتباً متفرغاً في «روز اليوسف» و «صباح الخير». عاصر أحداث الجامعة العربية منذ إنشائها، وعمل لمدة المرارأ للشؤون ١٩٥١ سنة محرراً للشؤون

العربية، وكان موضع ثقة عبدالرحمن عزام، أول أمين عام للجامعة، كما عمل مراسلاً حربياً أثناء حرب فلسطين في ١٩٤٨، وأثناء العدوان الثلاثي على بورسعيد، وعاصر غالبية حركات التحرير العربية، وكان أول صحفي يزور اليمن في سنة ١٣٦٧هـ أول صحفي يزور اليمن في سنة ١٣٦٧هـ الدين ملك اليمن. وعاش أحداث ثورة لبنان الدين ملك اليمن. وعاش أحداث ثورة لبنان في عام ١٩٥٨م، والانقلابات العسكرية في المنكر من ١٠٠٠٠٠.

## ، المعلم:

مابين لمرفِلُ والبراع ﴿ ثَمْدُ مَلَى مَلَحَةُ السَّعَاعِ ، فِ ذَهِ مِهِ الطَّبِيِّ المُعَدِّبِ بِينِ أُوعِيثَ البِعلِياعِ ما زلتَ تسسَّهُ مَبِ النُّتُورِ البِيهِ فِي أُ نَفْلُ لِمُساعِي

جميل حيدر (خطه)

ودواوينه الشعرية هي: نبع وظل، السيرة الذاتية (كتبها بطريقة الشعر المدور)، القصيدة التقاعدية، ديوان جميل حيدر.

وله من المخطوط: أرجوزة في تاريخ الرابطة الأدبية (١٠٠٠ بيت)، أرجوزة في أدباء سوق الشيوخ (٢٠٠٠ بيت)، أدب وأدباء سوق الشيوخ، موجز تاريخ آل حيدر، رؤية جديدة في تاريخنا الإسلامي(٢).

(٢) موسوعة الأدباء والشعراء العرب ٢٧/٢، معجم البابطين
 (٦٨٨/١، موسوعة أعلام العراق ٥/١،٤١ للنتخب من أعلام

سوريا، وثورات العراق والسودان، كما قام برحلات مثيرة بمساعدة قوات جيش التحرير الجزائري داخل الأراضي الجزائرية على إثر اندلاع الثورة فيها. وقام بجولات صحفية في ١٠٩ دول مختلفة، على مدى ٥٠ سنة، وعرف بتحقيقاته الصحفية التي كتبها عن الدول الأفريقية بعد أن حصلت على استقلالها. مات يوم الخميس ١٠ محرم، ٩ كانون الثاني (يناير).

وله كتب، منها: شاهد على مولد الجامعة العربية: الوثائق السرية لدور مصر وسوريا والسعودية، صفحات من المذكرات السرية لأول أمين عام للجامعة العربية، عبدالرحمن عزام، كانت ملكة: ناريمان آخر ملكات مصر، أنا وبارونات الصحافة، المؤامرات الصهيونية على مصر بالوثائق(١).

جميل العاص (۲۲۰۰۳ – ۱۹۲۸ هـ = ۱۹۲۸ – ۲۰۰۳م)



ولد في القدس. عمل في الإذاعة الأردنية منذ عام ١٣٦٨ه (١٩٤٨م) وكان رئيساً للقسم الموسيقي بها لمدة (١٨) عاماً. لحن عدداً كبيراً من الأغاني الوطنية، والعاطفية، منها «بين الدوالي» و «دلعونه»، ولعدد من المطربين العرب، منهم زوجته المطربة سلوى. واعتبر من أشهر العازفين على آلة البزق. فاز بجوائز في عدة مهرجانات دولية. مات في عمان آخر شهر رجب (٢).

(١) وترجمته من الكتاب الأخير.

(٢) الشرق الأوسط ع ٦٨ ، ٩ (٢٩/٧/٢٩).

# جميل بن عبدالله المصري (١٣٦٣ - ١٤١٩ه = ١٩٤٤ - ١٩٩٩م)

مؤرخ إسلامي.

ولد في عجُّور بالأردن. حصل على إجازة في التاريخ من جامعة دمشق، ودكتوراه في التاريخ والحضارة من جامعة الأزهر. درَّس في وكالة الغوث بالأردن، عميد كلية القادسية في عمّان، درَّس في جامعة قاريونس بليبيا، وفي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وفي جامعة أم القرى بمكة المكرمة. توفي بالمدينة المنورة يوم (١٣) شوال، إثر حادث بعد أدائه صلاة الجمعة.

له دراسات ومؤلفات عديدة، منها: حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة، الموالى: موقف الدولة الأموية منهم، دواعي الفتوحات الإسلامية ودعاوى المستشرقين، الإسلام في مواجهة الحركات الفكرية: زمن الدولة الأموية، تاريخ الدعوة الإسلامية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، تاريخ القضاعي، عيون المعارف وفنون أخبار الخلائف (دراسة وتحقيق)، منائح الكرم من أخبار مكة والبيت وولاة الحرم/ على بن تاج الدين السنجاري (٦ مج، تحقيق بالاشتراك مع ماحدة زكريا وملك خياط)، شخصية صلاح الدين الإسلامية، أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية في القرن الأول الهجري (أصله رسالة دكتوراه)، الدواوين في الدولة الإسلامية إلى آخر الدولة الأموية (رسالة ماجستير). وذكرت له كتب أخرى «تحت الطبع» أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).



(٣) زهر البسانين في تاريخ البلد الأمين/ عاتق بن فيث البلادي
 ص ١١ (مخطوط)، المختمع ع ١٣٤٢ (١٩٢١/١٨٨)
 وفي المصدر الأول أنه توفي بتاريخ (٢٩) محرم.

جميل عبيد = جميل إسحاق عبيد

جميل أبو عتمة (١٣٥١ - ١٩٩٧ - ١٩٩١ - ١٩٩٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

جميل علوش = جميل إبراهيم علوش

جمیل بن عمر السرّاج (۱۳۲۱ - ۱۶۰۲ه = ۱۹۰۳ - ۱۹۸۱م) رجل دولة كاتب.



من مدينة غزّة. حصل على إجازة في الحقوق، وعمل في تسوية حقوق الأراضي، وأحيل على التقاعد الجبري بعد ثورة (١٩٣٦م)، ثم كان مدير أراضي أوقاف فلسطين حتى عام ١٩٤٨م، فعمل على طاية مصالح اللاجئين، وعين بعدها سكرتيراً عاماً لحكومة عموم فلسطين بمصر من اللجان والمؤتمرات بجامعة الدول العربية. كتب مقالات عديدة ونشر قصائد وخاصة في بجلة «التقوى».

وله عدد من الكتب، مثل: في تجويد الأحكام، تاريخ غزة، الخليفة المثالي عمر بن عبدالعزيز، الزعيم المثالي غاندي. وله شعر مخطوط مفقود<sup>(1)</sup>.

جمیل عیّاد الوحیدي (۱۳٤٩ - قبل ۱۹۳۰ه = ۱۹۳۰ - قبل ۲۰۱۰م) (تکملة معجم المؤلفین)

(٤) معجم البابطين لشعراء العربية.

# جميل عيسى الملائكة (١٣٤٠ - ١٩٤١ه؟ = ١٩٢١ - ٢٠٠٥م) مهندس، لغوي مجمعي.



من بغداد. حصل على الدكتوراه في فلسفة الهندسة المدنية تخصص ميكانيك الموانع من جامعة آيوا ستيت بأمريكا، عمل أستاذًا في كلية الهندسة بجامعة بغداد، ثم عميداً لها، وعين وزيراً للصناعة، فمديراً عاماً لمركز التعريب في وزارة التعليم العالى، ثم كان رئيس جمعية المهندسين العراقيين. أسهم في تأسيس نقابة المهندسين، عضو في ديوان رئاسة المحمع العلمي العراقي، عضو في جمعيات وبحالس ومجامع عربية وعالمية، شارك في ندوات ومؤتمرات متعددة، ونظم الشعر، وأتقن لغات أوربية، وترجم منها إلى العربية. صدر فيه كتاب بعنوان: الدكتور جميل الملائكة المبدع في الهندسة والترجمة/ حميد المطبعي. - بغداد: بيت الحكمة، ٤٢٣ ه، ١٢٠ ص.

وألَّف كتبًا، منها: حالة أوربا العلمية قبل انتقال علوم العرب الرياضية والفيزيائية والفيزيائية مقاومة المواد وهندسة إسالة الماء وعمال الغزل والنسيج (مع آخرين)، ميزان البند، معجم مصطلحات علوم المياه (تحرير وتنسيق وإخراج)، النسبة الاقتصادية لحديد التسليح في خرسانة السقوف والأعتاب، هندسة إسالة الماء للاستعمال في العراق والشرق الأوسط/ حورج سمذرست (ترجة)،

تاريخ الهايدروليك من بداية القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين (٢ق، ق٢: ترجمة)، في أساليب اختيار المصطلح العلمي ومتطلبات وضعه، مبادئ ميكانيك الموانع(١٠).

# جميل لبيب الخوري (١٣٢٥ - ١٩٤٦ = ١٩٠٧ - ١٩٨٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

جميل بن محمد الميمان (١٣٥٨ - ١٤٢٧هـ = ١٩٣٩ - ٢٠٠٦م) ضابط أمن، مصلح وطني إسلامي، من الأذكياء الكبار.



ولد في الطائف، ونشأ بمكة المكرمة، تخرّج في مدرسة الشرطة بمكة، ثم في معهد الدراسات العليا لضباط الشرطة بالقاهرة، وحضر دورة تدريبية في حراسة الشخصيات ببريطانيا، ثم كان في الحرس الخاص بالملك فيصل، رأس إدارتي التحقيقات والحقوق المدنية ومعظم أقسام الشرطة بمكة المكرمة، ثم قام بأعمال أمنية ومهام جنائية في عدة مناطق بالسعودية، فمديراً لإدارة الضبط الجنائي بالأمن العام، ثم كان مديراً عاماً للإدارة العامة لمكافحة المحدرات لمدة ست سنوات،

بالأمن العام، ثم كان مديراً عاماً للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمدة ست سنوات، (۱) أعلام المجمع العلمي العراقي ص ۸۵، معجم المؤلفين المراقين ۲۷۲/۱ وفيه العراقين ۱۱۰/۲ وفيه قائمة بمقالات له وبحوث، بينها ما هو مهم، المجمعيون في العراق ص ۷۰.

وقائداً لقوات أمن الحج لمدة عامين، وعضواً في لجان أمنية، وعضواً في مجلس الشوري، كان فيه نائباً لرئيس لجنة الشؤون الأمنية، ثم رئيساً لها، كما عين مديراً عاماً للمؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف وممثلاً لرابطة العالم الإسلامي لدى الأمم المتحدة، وأشرف على وقف ومركز الملك فيصل الثقائي الإسلامي عدينة بازل السويسرية، ورأس محلس إدارة الأندية الثقافية الإسلامية الرياضية بجنيف. حضر العديد من المؤتمرات الدولية في العالم في مجال مكافحة الجريمة والمحدرات وطرق الوقاية منها، وأعدَّ العديد من أوراق العمل والمحاضرات في هذا المحال، وكان مستشاراً ومحاضراً في كلية الملك فهد الأمنية، والمعهد العالى للدراسات الأمنية، ومتعاوناً مع أكادعية نايف العربية للعلوم الأمنية، ومعهد الأدلة العامة بالرياض، وحصَّل أوسمة عالية حداً في بلده. وكان وطنياً مخلصاً.

ومات رحمه الله يوم الخميس ٥ جمادى الأولى، الأول من حزيران (يونيو) بمستشفى الملك فيصل التحصصي بالرياض.

وعندما قرأت مذكراته أبحرني أسلوبه الراثع ومعالجته الإسلامية الحكيمة للأمور، مع اعتماد كامل على الله وتوكل عليه، وفي حكمة وتدبر وتخطيط وحبرة واسعة وشجاعة نادرة، فعلمت أنه يكتب بقلم نوراني، وأنه من الطيبين الصالحين، فأرسلت إليه رسالة أثنى فيها على هذه المذكرات وجهوده المشكورة، فاتصل بي بعد ساعات شاكراً، وأن رسالتي له كانت بمثابة إحياء أرض عطشى، وأنه فرح بها كثيراً... ثم زرته زيارة أخوية في الله، في (مسجد عمر بن الخطاب) القريب من بيته بحى المحمدية في الرياض، حيث كان يتردد عليه في كل صلاة جماعة، والبقاء فيه للذكر والدعاء بين المغرب والعشاء يومياً، فتجالسنا، وتحاببنا، ورأيت فيه الأخ القريب الناصح، والمتألم أيضاً لما يجري ولا يقدر على تصحيحه وتقويمه،

والمتبع لما ورد في ذكرياته يستشعر ذلك تماماً، فإن عوائق كبيرة تقف أمام الإصلاح. وكان أكبر تألم يظهره هو إقصاؤه من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ثم تلبُّس البعثات أو الرجال الدبلوماسيين بتهريب المحدرات، والأصل هو حصانتهم وعدم تفتيشهم، مع تعاون رجال عاملين بالمطارات أو المنافذ معهم في كميات كبيرة لا تقدّر... فكيف يمكن الإصلاح الشامل؟. ومن نواح أمنية أخرى يقول في مذكراته (١٤٧/٣): قلت مليون مرة وسوف أقول ما حييت: «إذا أردنا محاربة الإرهاب أو أي جريمة أو ظاهرة إحرامية، علينا أولاً أن نحارب أسبابها، وبذلك نسلم». ثم زرته مرتين أو ثلاثاً، آخرها قبل وفاته بشهرين أو أكثر، وكان مريضاً، أهديته مجموعة كبيرة من مؤلفاتي، وكان يبوح لى بأسرار في قصص وحكايات رهيبة... مع أدعية وأذكار مستمرة، وتواضع واهتمام، واستشارات حول مؤلفاته ومشاريعه الإصلاحية، ومع تزهد وتعال على الحياة ورفاهيتها، فلم أعرف عنده خدماً، ولا سائقاً، بل يقول لي إنه ليس لديه هاتف محمول... إنما كل همه العمل والطاعة. وكان ذكياً، يشعُّ الذكاء من عينيه المتقدتين، سريع البديهة، قويَّ الذاكرة جداً، زرته على فترات وبميئات مختلفة فكان يعرفني من بعید ویرخب بی! وأناكنت أنسى بعض ملامح وجهه، ولا أستدلُّ بيته أحياناً! وقد قلت له مرة: إن «مذكراتك» ستخلِّد ذكرك! فكان يهتم بما أكثر، وذكر أن الجزء الثالث سيكون أحسن من السابقين. وكان من أهل الإحسان والمعروف على الرغم من قلة اليد، ويقضى حوائج الناس ويتعب كثيراً معهم، وعلى الرغم من حزمه وفطنته وذكائه، إلا أن طيب قلبه وتأثره كانا يوقعانه في مشكلات،

ولكنه يتخلص منها بتوفيق الله.

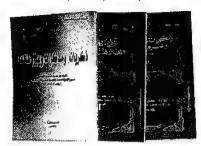

جميل الميمان.. ذكرياته عميقة الأثر، غزيرة الفائدة، كثيرة العبر

وله مؤلفات، هي: أهمية معاينة مسرح الجرعة وعامل الزمن في الإجراءات الجنائية، صفات المحقق الناجح، مناطق زراعة المخدرات في العالم، جهود المملكة في مكافحة المخدرات، كتاب عن غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، ذكريات ومذكرات وعبر هادفة (٣ج) (وهو من الكتب المعدودة التي أثرت في مسيرة حياتي في الكبر، وأنصح بقراءته، وقد حل مشكلات كثيرة للناس)، وله كتاب في التحقيق الجنائي (خاص بالحققين الجنائيين).

# جميل مراد بارودي (۱۳۲۳ - ۱۳۹۹ه = ۱۹۰۵ - ۱۹۷۹م) دبلوماسي.

لبناني سعودي. ولد في سوق الغرب بلبنان. سفير السعودية في الأمم المتحدة، عميد السلك الدبلوماسي بالمنظمة الدولية. عضو الوفد السعودي إلى الأمم المتحدة في الاجتماع الأول عام ١٣٦٥هـ (١٩٤٥م) بسان فرانسيسكو. عُرف بمواقفه ضدًّ الصهيونية ودفاعه عن سياسة السعودية والقضايا العربية ومنها قضية فلسطين، واصطدم بكثير من الوفود الغربية لأجل واصطدم بكثير من الوفود الغربية لأجل دلك. وكان يستشهد في خطبه بأقوال للمسيح، وكيندي، وموسوليني، وغيرهم. مات في نيويورك(١).

# جميل مصطفى بسيوني (٠٠٠ – بعد ١٤٠١ه = ٠٠٠ – بعد ١٩٨١م) (تكملة معجم المؤلفين)

جمیل ندرة ألُوف (۱۳۲۳ – ۱۹۱۵ه = ۱۹۲۴ – ۱۹۹۴م) محرر صحفی.



ولد في زحلة بلبنان. تلقى علومه في الكلية الشرقية، شغل منصب مدير الصيانة في شركة التابلاين مدة ٢٥ سنة، وكان عضواً في «الكونسرفاتورا» اللبناني للموسيقى في الثمانينات الميلادية. رأس تحرير حريدة والوادي» منذ وفاة والده، وأدار مركز النشر ولدراسات والأبحاث في وزارة الإعلام. وحرر في صحف يومية وأسبوعية. وكان رئيس تحرير مجلة «الأرز» التي يصدرها طيران الشرق الأوسط: الخطوط الجوية اللبنانية، عضو مجلس نقابة الصحافة(٢).

جمیل یوسف (۱۳٤۹ – ۱۹۱۹ه؟ = ۱۹۳۰ – ۱۹۹۹م) (تکملة معجم المؤلفين)

جميل الرحمن بن عبدالمنان (١٣٥٣ - ١٤١٧ه = ١٩٣٤ - ١٩٩١م) شيخ سلفي، أمير جماعة الدعوة إلى القرآن والسنة.

(١) موسوعة السياسة ٢/٦٦.

(٢) الصياد ع ٢٦٠٥ (٧. ١٢٠/١ ١٩٤/١م) ص ٥٥.



ولد بقرية ننجلام بوادي بيج في محافظة كنر بأفغانستان، وتلقى علومه الدينية في بلده وفي باكستان، وبعد ذلك بدأ دعوته السلفية، وكان من السباقين إلى مقارعة الحكومات الشيوعية، وفي عهد محمد داود أمرت الحكومة بالقبض عليه، وتتابعت الحملات على قريته، فقرّ إلى الجيال ومعه تلاميذه وأبناء إخوته. هاجر إلى باكستان، وأسَّس جماعة الدعوة إلى القرآن والسنة. وكان صاحب جهود طيبة في تأسيس المدارس في أوساط المهاجرين الأفغان والمناطق المحررة. وكان عضواً في الحزب الإسلامي، ثم انفصل عنه وكوَّن جماعة له. وقد دمرت قريته «ننجلام» تدميراً كاملاً من جراء قصف الشيوعيين. وكان يرى أحقية جماعته في إدارة ولايته، وأعلنت حكمها الفعلى للولاية وسلطتها الكاملة، وتسميته الولاية باسم «إمارة كنر الإسلامية». وبينما كانت جهود المصالحة تبذل، اغتيل بتاريخ ٢٠ صفر، الموافق ٣٠ آب (أغسطس). صدر فيه كتاب بعنوان: مقتل الشيخ جميل الرحمن الأفغاني/ مقبل الوادعي(١).

# جميلة محمد العلايلي (١٣٢٥ - ١٤١١ه = ١٩٠٧ - ١٩٩١م) شاعرة.

ولدت في مدينة المنصورة بمصر، عملت مدرّسة ومديرة المكتب المساعدات الاجتماعية، ثم تفرّغت للصحافة، فأصدرت بحلة «الأهداف» مع زوجها، وعهد إليها زكي أبو شادي الإشراف على تحرير مجلة

(١) البيان ع ٤٣ (ربيع الأول ١٤١٢هـ) ص ٧٥.

«الإمام» عام ١٣٥٧ه (١٩٣٨م). وكانت صحفية، شاعرة، ناقدة، روائية. نشر لها أول أعمالها محمد حسين هيكل في جريدة «السياسة» الأسبوعية، التي كان يملكها ويرأس تحريرها آنذاك. واصلت حياتها التي بالحنين، والطموح بالإبداع، فقد مات نوجها وهو في ريعان الشباب (سيد ندا)، ورحل وحيدها «جلال» إلى خارج القطر، والإبداع الشعري، وكانت مرتبطة ارتباطأ مهما، وترفض أي زواج يكون سبباً بأمها، وترفض أي زواج يكون سبباً في الانفصال عنها، ولذا حزنت حزناً مريراً بعد رحيلها:

أين الجمال؟ جمال أحلامي توارى من زمنْ منذ اختفت أمي الحبيبة بات لحني كالشحنْ إني جعلت لها المني ترنيمة من كل فنْ

قدِّم في أعمالها رسالة ماجستير بقلم أحمد عمد الدماطي.

جميلة العلايلي أنشأت مجلة (الأهداف)

ومن دواوينها: صدى أحلامي، صدى إيماني، نبضات شاعرة، نبض الروايات، أنا وولدي،

أنفاس قلب، مع الله، من وحي عبدالناصر، الطائر الحائر. وديوان عخطوط: همسات عابدة. قصص: الأميرة، الرهبة، إحسان، أماني، هندية، إيمان الإيمان، الناسك، آخر المطاف، وسيط السماء، صانعة الرجال(٢).



جميلة العلايلي (خطها)

جمیلة محمود واصل (۱۰۰۰ – ۱٤٣٤ه = ۲۰۱۰ – ۲۰۱۲م) (تکملة معجم المؤلفين)

(٢) المحلة العربية س ١٥ ع ١٧١ (ربيع الآخر ١٤١٢ه) بقلم عادل البطوسي. ديوان الشعر العربي ١٥٦٩/١، معجم المقاصات والروائيات العرب ص ٣٦، معجم المبابطين لشعراء العربية. وجماعة أبوللو أسسها الشاعر أحمد زكى أبو شادي عام ١٩٣٢م، ورأسها في البداية أمير الشعراء أحمد شوقي، وتعجر رائدة الحركة الرومانسية في المشعر. وقد اطلعت على المخلة الخاصة بملده الملدسة التي كان يرأس تحريرها أحمد زكى أبو شادي، فألفيت كل صورها ورسوماتما على عري، رحالاً أبو شادي، فالفيت كل صورها ورسوماتما على عري، رحالاً المناع الشعونا.

أسّست هيئة أدبية فريدة أسمتها «مجمع الأدب العربي»، وكانت تفكر في الوحدة العربية عن طريق الأدب، ووضعت مواصفات خاصة لأعضاء هذا الجمع، وأنشأت مجلة «الأهداف» حتى لا يخضع إنتاجها لأية جهة أخرى، وكانت إلى جوار دار الإمام محمد عبده بضاحية عين شمس، فعرف الشارع الذي تقطنه بشارع الأهداف. واستكتبت فيها أصحاب فكر مدرسة «أبوللو» وخاصة الشاعرات، واعتبرت آخر شاعرات أبوللو، وماتت في شهر رمضان.

# جميلة النجار (١٣٥٦ - ١٤١٨ = ١٩٣٧ - ١٩٩٧م) داعية اجتماعية قيادية.

من تونس. من حركة «النهضة» الإسلامية. كانت تشرف مع ابنتيها وبعض تلميذاتها على القسم الاجتماعي في الحركة، الذي امتدَّ بحال نشاطه ليشمل القطر كله، بصحبة أخوات لها، تؤسِّس الحلقات وتبشِّر بالبديل الإسلامي، وعمَّ هذا النموذج الإسلامي البلاد، في المساجد والجامعات والنوادي النقافية والمسيرات الطلابية ومؤسَّسات البرِّ وميادين الثقافة والاقتصاد والإصلاح، وكانت ضمن خمس تم انتخابي لتمثيل أخواتين في مؤتمر سوسة (١٠١١ه) الذي تقرَّر فيه أهم التحولات في تاريخ الحركة، تقرَّر فيه الانتقال من السرية إلى العلنية...(١).

ابن جنى = ضاهر خليل زيدان

# جنيد بن محمد البخاري (١٣٢٤ - ١٩١٣هـ = ١٩٠٦ - ١٩٩٣م)

وزير سكتو بنجيريا، فقيه، عالم، شاعر، من أبرز الوجوه الثقافية والسياسية في غرب إفريقيا.

ختم القرآن الكريم وهو في العاشرة من عمره، ثم جالس العلماء لدراسة العلوم الإسلامية، وكان أول معلم له إمام مسجد محمد بيلو، الذي قرأ عليه الكثير من كتب الشيخ عثمان بن فودي، ثم قرأ الأدب والشعر على يحيى بن الوزير خليل، ثم إلى المعلم ألفا نوح، الذي طلب منه أن يبدأ بالتدريس، فعين معلماً في المدرسة المتوسطة بسكتو، التي درس فيها عليه الشيخ شاغاري، الرئيس السابق لنيجيريا، ثم كان مستشاراً للسلطان السابق لنيجيريا، ثم كان مستشاراً للسلطان

في الشؤون الدينية، وفي عام ١٣٦٨ه تم تعيينه وزيراً لسكتو خلفاً لأخيه الوزير عباس. وقد أسهم كثيراً في النواحي السياسية، فكان عضواً في مجلس الأمراء والرؤساء بكادونا عاصمة الولايات الشمالية آنذاك، وكان ممثلاً لسكتو في مجلس النواب الشمالي، ورأس وفوداً عديدة لكثير من دول العالم. وشارك في تأسيس الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي يجمع بين المسلمين في كل نيجيريا، وكان أول رئيس لجماعة نصر الإسلام، المنظمة التي أنشأها أحمد بيلو أول رئيس وزراء لشمال نيجيريا، المنصب الذي تسلمه منه سلطان سكتو السيد أبو بكر. وعين أول رئيس لمركز المخطوطات والوثائق بولاية سكتو، واعتبر مرجعاً تاريخياً ولغوياً وأدبياً، إضافة إلى شاعريته، وغير ذلك من

القدرات العلمية، وكتب بثلاث لغات:

العربية، والهوسية، والفلانية.

وكتب كتباً كثيرة تفوق الخمسين، منها: إتحاف الحاضرين بمرائى المسافرين، إفادة الطالبين بيعض قصائد أمير المؤمنين محمد بيلو، الباكورة الجنية في تعليم اللغة الفلانية، تأنيس الأحباء بذكر أمراء غواندر، التحفة السنية بذكر بلدة سكتو البهية، التنزيل على كتاب خليل، تفريح النفس بذكر زيارة العراق والقدس، الرحلة الفاحرة في زيارة ليبيا والسودان والقاهرة، رحلة غينيا والسنغال والمغرب الأقصى وليبياء رواثع الأزهار في روض الجنان، العادات على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتابعيه السادات، عرف الريحان بذكر المشهورين من أولاد الشيخ عثمان، عقد المرجان على لغة الفلان. وله تآليف أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

الجنيدي خليفة (۱۰۰۰ - بعد ۱۶۱۵هـ؟ = ۱۰۰۰ - بعد ۱۹۹۵م؟) مناضل ثقافي.



من الجزائر. قاد في بداية الثورة الجزائرية التنظيم السياسي والعسكري في الحدود الجزائرية التونسية الليبية، وداخل الجزائر. اعتقله الفرنسيون عشرين شهراً، وبحا من السجن والإعدام. سار على الخط الاشتراكي، وكان من أعضاء المؤتمر القومي العربي، أستاذ جامعي. من معاركه الفكرية ما سمي بـ «اللائحة» التي دامت أربعين يوماً وجرت على صفحات جريدة «الصباح» التونسية سنة ١٣٧٨ه. كتب مقالات وبحوثاً في الميادين الفكرية والأدبية والفلسفية في مجلات عربية وفرنسية.

من مؤلفاته: من وحي الثورة الجزائرية، نحو عربية أفضل: ثورة على اللغة القائمة وبناء العربية جديدة، حوار حول الثقافة/ عبدالقاد نور (إعداد وتقديم الجنيدي، ٣مج)(٣).

أبو جهاد = خليل الوزير

جهاد إسماعيل العمارين (١٣٧٤ - ١٤٢٣هـ = ١٩٥٤ - ٢٠٠٢م) مؤسس وقائد كتائب شهداء الأقصى (الجناح العسكري لحركة فتح) في قطاع غزة.

> (٢) لمحات عن الإسلام في نيجيريا بين الأمس واليوم ص ١٤٤. ووردت وفاته في مصدر آخر: ١٤٤٨هـ، ١٩٩٧م.

(٣) محلة الأداب (بيروت) ع ٦ س ١٠ (١٩٦٣م) ص ٧٠.



فقد والده وعمره خمس سنوات، ارتقى إلى رتبة عقيد في جهاز الأمن الوقائي، متمتعاً باحترام كبير بين جميع القوى الوطنية والإسلامية والاتحاهات الشعبية. اعتقل عام ١٣٩٣ه بتهمة الانتماء إلى قوات التحرير الشعبية والمشاركة في تنفيذ عمليات عسكرية ضد اليهود وقتل عملاء، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، حتى أفرج عنه مع المحررين عام ٥٠٥ هـ وأبعد إلى عمان، ومن خلال سرايا الجهاد الإسلامي (وهو تيار إسلامي تابع لحركة فتح) نفذ أعمالاً ضد اليهود في فلسطين. وبعد عودته إلى غزة شكل مجموعة من حركة فتح لتنفيذ عمليات ضد الكيان اليهودي، ونفذ عمليات إطلاق نار ضد الجيش في قطاع غزة قبل اندلاع انتفاضة الأقصى. وأسس مع الانتفاضة إطاراً عسكرياً من بحموعة من نشطاء حركة فتح بمشاركة آخرين من القصائل الفلسطينية الأخرى، وعمل باسم كتائب العودة، والجيش الشعبي، وألوية صلاح الدين. اغتاله اليهود بتفجير سيارته من خلال طائرة مروحية مع مساعده وائل النمرة (ابن شقيقته) يوم الخميس ٢٣ ربيع الآخر،٤ تموز(١).

جهاد بن جمال الدين الأيوبي (١٣٦٦ - ١٤١٩ه = ١٩٤٦ - ١٩٩٩م) تربوي إسلامي، شاعر وكاتب صحفي.

(۱) الشرق الأوسط ع ۸٦۲۱ (۲۰/۶/ ۱۲۲۳هـ)، و ع ۸۳۱.



ولد في قرية النخلة بالكورة في طرابلس الشام، من سلالة السلطان صلاح الدين الأيوبي. أدَّبه والداه خير تأديب، وحفّظاه القرآن الكريم وأحاديث نبوية وأناشيد. درس في طرابلس بدار التربية والتعليم الإسلامية، وتفتحت مواهبه الأدبية هناك وحاصة نظم الشعر. ومن كلية الآداب بالجامعة اللبنانية حصل على الدكتوراه. درّس في عدة ثانويات، وعمل محرراً في الدائرة العقارية بطرابلس. كان رئيساً لجمعية الإغاثة والتضامن، ورئيساً لمؤسسة التعليم الديني التابعة لجبهة الإنقاذ الإسلامية، وعضواً في الهيئة العليا لبيت الزكاة، و مؤسساً لجمعية الإصلاح الإسلامية، إضافة إلى عضويته في كثير من المؤسّسات الإسلامية. سافر إلى عدة بلدان عربية، وتفقد أوضاع المسلمين في البرازيل وكندا وروسياء وحضر مهرجانات وندوات ومؤتمرات، وألقى محاضرات، وخاصة فيما يهم تطوير أساليب تعليم اللغة العربية، وقدم قصائد وأناشيد عديدة تنشد. وكان خطيباً في جامع الأفغاني بطرابلس، وكتب بأسلوب بليغ في بحلة «التقوى» الإسلامية الشهرية. وصرف جهده ووقته وماله للذود عن شريعة الله والدعوة إليها. وكان يتحسّر على ما آل إليه بعض الدعاة، ويحزن على ما آلت إليه أوضاع بعض الجمعيات الخيرية والمؤسسات التربوية. وكان عفيفاً، متواضعاً، مؤانساً، صبوراً، مرحاً، يتجاوز عن الحفوات. وكانت وفاته أواخر العام الهجري المذكور.

ومن شعره:
هـو المـوتُ محتـومُ المنال ومن يخف
لقاء المنايا ساعة الزحـف يزهـق
ولن ينقـضي ظلم اليهـود وغـدرهـم
إذا نحن لم ننهض إليهم ونسبـق
فيا قادة الأركان دونكم السرى
ويا دعوة الإيمان في الكون اشرق

وله من دواوين الشعر: الجنوب المشتعل، ديوان في رحاب الحرمين. وقصائد متفرقة في مناسبات عديدة، وملحمة شعرية بعنوان: تحت ظلال السيوف، وعدد من الكتب والمذكرات في أصول الخطابة وأصول التربية تحت الطبع هما: اسمع يا ولدي، وشقائق الرجال، ومؤلف مخطوط بعنوان: «توبة بن الحمير وصاحبته ليلى الأخيلية»، و «عروة بن أذينة»، وقصص دينية مستمدة من المقرآن الكريم ذكر أنما قيد الطبع، ومقالات عديدة كان يكتبها في الصفحة الأخيرة من عديدة كان يكتبها في الصفحة الأخيرة من كان يلقيها في جامع الأفغاني بطرابلس(").

# جهاد جميل الجيوسي (١٣٧١ - ١٤١٢هـ = ١٩٥١ - ١٩٩١م) (تكملة معجم المؤلفين)

# جهاد صالح العمر (۱۳۲۰ - ۱۹۱۱ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۹۱م)

باحث سياسي من البصرة.

من مؤلفاته المطبوعة: الأبعاد الاستراتيجية والسياسية لتحرير الفاو، الأقطار السليبة في الوطن العربي، إيران: دراسة طوبوغرافية. وله بالاشتراك مع آخرين: الأحوال الديمغرافية في إيران، بلوجستان الكبرى: دراسة في الأرض والإنسان، حركات التحرر في العالم (٢) التقرى ع ١٨ (نو الحجة ١٤٤١) ص ١٠٠ ٢٢،

 (۲) التقوى ع ۸۱ (ذو الحجة ۱٤۱۹) ص ۱۰، ۲۲، و ع ۹۱ (ذو الحجة ۱٤۲۰هـ) ص ۳٦، معجم البابطين ۷۰٤/۱، موسوعة الأدباء والشعراء العرب ۲۹/۲.

الثالث، سياسة بلاد فارس الخارجية خلال أزمة هيرت، العلاقات السوفيتية - الإيرانية من عام ١٩٤١ - ١٩٧١م، موقف العرب من الخلاف العراقي - الإيراني ١٩٣٤ - ٢٥٥٠ من ١٩٣١.



جهاد عبدالله (۰۰۰ - ۱٤۲۲ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۱م) کاتب صحفی



ولد في الأردن، من أصول فلسطينية. أنحى دراسته الجامعية في جامعة اليرموك، خدم في الجيش الأردني، نشر مقالاته في صحف علية، أسهم في تحرير مجلة اليرموك التي تصدر عن جامعتها. كتب لجعلة القافلة، وكان محرراً في مجلة «بايت» المتخصصة في الحاسب الآلي. شارك كثيراً في موقع «أرابيا أون لاين بل»، وعمل في جريدة «الخليج»، التي تصدر في الشارقة، ترأس تحرير صفحة الإنترنت التي أطلقتها جريدة «الدستور» الأردنية عام ١٤١٧ه، استقراً في «دبي»

وتفرغ للكتابة لمجلة «بي سي بحازين»، ولمجلة «ويرد كوم» و «المجلة» الصادرة في لندن. ذُكر أنه خُطف إلى ليبيا وقُتل هناك بسبب مقال كتبه في مجلة «المجلة» ع (١٠٨٨) عن ابنة معمر القذائي<sup>(٢)</sup>.

# جهاد محمد صلح (۲۰۱۰ - ۲۰۱۳ هـ تربوي لغوي أديب.

من بعلبك بلبنان. من معلمي اللغة العربية القدامي في مدينته، ومن أدبائها وكتّابها، توفي يوم الجمعة ١٣ حزيران. له دواوين شعر، وأربعة كتب مخطوطة في اللغة العربية (٢).

جهادية عبدالكريم القره غولي (١٣٣٥ - ١٩١٦ه؟ = ١٩١٦ - ١٩٩٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

جَهان صالح الموصلي = جيهان بنت صالح الموصلي

جهیمان بن محمد بن سیف العتیبی (۱۳۵۷ - ۱۹۳۰ = ۱۹۳۸ - ۱۹۸۰) سلفی ثائر.



من السعودية، من قبيلة عتيبة، حدم (١٨) سنة في الحرس الوطني، وقدَّم استقالته منه

 (٢) المعلومات السابقة من الشبكة العالمية للمعلومات إثر وفاته، منها موقع twiternail.

(٣) المستقبل ع٤٧٢٤ (٢٠/٦/٦٢).

سنة ١٣٩٤ه، تلقى جزءاً من تعليمه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ثم تفرّع للدعوة، وعمل على تنظيم أتباعه؛ وسماهم «الحماعة المحتسبة»، وكانت تحتَّد ضمن «جماعة الإحوان». وعمل على نشر أفكاره التي تركز على وجوب الحكم بما أنزل الله حقيقة. وفي أول محرم ١٤٠٠ه اعتصم مع جماعته بالمسجد الحرام، الذين قدموا من مختلف أنحاء البلاد، واصطحبوا معهم نساءهم وأولادهم وأقرباءهم، وأغلقوا عليهم أبواب الحرم، وحرسوه بالسلاح الذي خزنوه في الأقبية، وخزنوا معه التمر والزاد، واستمر اعتصامهم (٢٢) يوماً، إلى أن اقتحم الجيش عليهم المكان، بعد صدور الفتوى من العلماء، فأصيب من جرّاء هذا الاقتحام المئات، وقبض عليه، وتم إعدامه واثنين وستين من أتباعه في ٢١ صفر من العام نفسه، وكانوا من سبع جنسيات مختلفة، معظمهم من السعودية. وكان قد أعلن ظهور المهدي المتمثل في زوج شقيقته عمد بن عبدالله القحطاني، الذي قُتل في الحرم. والبقية صدر فيهم أحكام بالسجن: النساء عامان، وأدخل الأطفال دور الرعاية الاجتماعية. واستهدف «الإخوان» من اعتصامهم في الحرم إعلام الحُجَاج والمصلّين في الحرم بمطالبهم، وإسماع العالم الإسلامي قضيتهم، وعرض محمد بن عبدالله القحطاني، وهو الرجل الثاني في الجماعة، على المسلمين لأخذ البيعة له، باعتباره المهدي، وقد ألفت كتب في أحداث الحرم.

وله: «رسائل جهيمان العتيي» جمعها - أو اعتنى كها - رفعت سيد أحمد، وصدرت عن مكتبة مدبولي بالقاهرة، ومن مفردات عناوين مؤلفاته: الإمارة والبيعة والطاعة وكشف تلبيس الحكام على طلبة العلم والعوام (٣٧ص)، دعوة الإخوان: كيف بدأت وإلى أين تسير (٣٠ صفحة)، الميزان لحياة الإنسان (٢٧ صفحة)، مختصر الحسبة

لابن تيمية (٢٩ صفحة)، رفع الالتباس عن ملة من جعله الله إمام الناس (٢٠ صفحة)، مختصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٣٤ صفحة)، الفتن وأخبار المهدي الدجال (٣٠ صفحة)، الفطرة السليمة (٢٠ صفحة)،

جواد أحمد آل علوش (۱۳٤٦ - ۱۳۹۱ه = ۱۹۲۷ - ۱۹۷۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

جواد بن أمين الورد (١٣٣٨ - ١٤١٦ه = ١٩١٩ - ١٩٩٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

جواد ايزكي المركبي (١٣٧٥ - ١٩٩٥ م) المركبي المقافة والعلوم باحث متخصص في تاريخ الثقافة والعلوم في الإسلام.



ولد في قضاء بتوركة التابعة لولاية ملاطية في تركيا، وعمل في قسم دراسة المخطوطات والبليوجرافيات منذ التحاقه بأسرة مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة بإستانبول، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وقد أسهم في العديد من مشروعات البحث والنشر. توفي في حادث سيارة بعد عيد الفطر بأسبوع، التاسع من آذار (مارس)، وكان يستعد لتقليم رسالته في الدكتوراه بعد أسبوع واحد للمناقشة في قسم تاريخ العلوم بجامعة استانبول.

(۱) أحداث الاعتداء على الحرم المكي الشريف/ علي الصفران، موسوعة الفرق والجماعات والملاهب/ عبدالمنعم الحفني ص ۱۵۱ الإسلام السياسي في الوطن العربي/ عمد ضريف ص ۱۸۳ العربية نت ۱۲/۳ ۱۹۶هـ ۱۹۳ عدا

ومما صدر له تأليفاً أو إعداداً: فهرس مخطوطات الطب الإسلامي باللغات العربية والتركية والفارسية في مكتبات تركيا (بالاشتراك مع رمضان ششن وجميل آفيكار؛ إشراف أكمل الدين إحسان أوغلي)، فهرس مخطوطات مكتبة كوبرلي (بالاشتراك مع السابقين، ٣ مج)، ببليوجرافيا الأعمال المنشورة حول علم الفلك في العالم الإسلامي (تحت الطبع)(٣).

**جواد بولس** (۱۳۱۷ - ۱۶۰۲ هـ = ۱۸۹۹ - ۱۹۸۲) محام وزير، باحث في التاريخ.

ولد في زغرتا بلبنان. درس على كهنة، تخرَّج عامياً من جامعة القديس يوسف ببيروت، نقيب المحامين، أسَّس ورأس الأكاديمية اللبنانية، نائب ووزير للخارجية والأشغال والصحة. مات في ١٧ أيلول.

له: شعوب وحضارات الشرق الأوسط (٥مج)، التحولات الكبيرة في تاريخ الشرق الأدنى منذ الإسلام، الأسس الحقيقية للبنان المعاصر، تاريخ لبنان (أعيد طبعه بعنوان: لبنان والبلدان الجاورة). وله كتب مخطوطة (٣٠).

جواد جرجس نادر (۱۳۳۲ - ۱۶۰۵ = ۱۹۱۳ - ۱۹۸۵م) شاعر وصحفی مهجري.



(٢) نشرة مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية
 ع ٣٦ ص ٣٦٠

 (٣) أقلام من عندنا ص ٤١، سجل الأيام ٣١٧/٣، مؤرخون أعلام من لبنان ص ١٣٩

ولد في قرية «برشين» التابعة لمنطقة مصياف من سورية. تعلم في المدرسة الأمريكية بطرابلس الشام، هاجر إلى الأرجنتين وتابع دراسته هناك، عمل موظفاً في السفارتين السورية والليبية، حرَّر في جريدة «السلام» و «الجريدة السورية اللبنانية»، ومحطة الإذاعة العربية، رأس تحرير مجلة «الحياة الجديدة»، وكان من أركان جمعية «الرابطة الأدبية» التي أنشئت في بيونس آيرس، زار بلده مرة واحدة.

مؤلفاته: ميت يتكلم (رواية)، تاريخ الجهاد الأجل الحرية والاتحاد، معركة فلسطين في المهجر، ترجمة ديوان: مرتين فيرو من الإسبانية. ولم يجمع شعره (٤٠).

# جواد بن جعفر الخابوري (۱۳۳۳ - ۱٤٠٠ هـ = ۱۹۱۳ – ۱۹۸۴م)

أديب مؤرخ.

ولد بمطرح في سلطنة عمان وتوفي بها. من كتبه: حسن الصباح: وهو بحث حول حركة الحشاشين، حياة المؤيد في الدين الشيرازي، دور العمانيين في شبه القارة الهندية (خ). وله قصائد في مدح السلطان سعيد بن تيمور سلطان عمان (٥٠).

جواد حمادة (۱۳۱۸ – ۱۹۸۱ه؟ = ۱۹۰۰ – ۱۹۸۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

جواد الزبيدي (١٣٦٦ - ١٩٤٦ه؟ = ١٩٤٦ - ٢٠٠٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

 (٤) الضاد (نیسان ۲۰۰٦م) ص ٤٥، معجم نلولفین السورین ص ٥٠٩

 (٥) دليل أعلام عُمان ص ٤٦. وهكذا ورد تأريخ وفاته في المصدر، وفيه فرق أربع سنوات؟

## جواد سبتي (۲۰۰۰ - ۱۶۳۰ ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۹) خطاط



من النحف. تعلم الخطَّ مع آخرين من زملائه. أُسر أثناء الحرب العراقية الإيرانية، وفتح له مكتبًا في (قم)، وافتتح دورات تعليمية في فنِّ الخطِّ العربي، وأنجز لوحات فنية، وخطَّ العديد من عناوين الكتب والدواوين، وكان ذا أسلوب عُيَّز، وخاصة في خطِّ الديواني والجلي، واهتمت المواقع الشيعية وحدها بإظهار خطوطه، لكونما تدور في فلك مذهبهم. نعي في ٢٦ شعبان، 1٧



خط جواد سبتي له كراسة مطبوعة بعنوان: الخطُّ الزاهر الجلي من أقوال الإمام علي (صدر في إيران)(١).

جواد بن سلمان البدري (۱۳۶٦ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۲۷ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

جواد ظاهر (۱۳۲۱ - ۱۹۲۲ - ۲۰۰۱م؟ = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۱م) (تکملة معجم المؤلفين)

(١) موقع فن الإبلىاع ٣١/٧/١١،٢٠١م.

# جواد بن عباس الجوفي (١٣٤٥ - ١٤٠٩ هـ = ١٩٢٦ – ١٩٨٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

جواد بن عباس الكربلائي (۱۳٤٤ - ۱۶۳۷ هـ = ۱۹۲۰ - ۲۰۱۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

# جواد عبدالرحمن المرابط (۱۳۲۳ – ۱۹۲۳ه = ۱۹۰۰ – ۲۰۰۲م)

حقوقي دبلوماسي، كاتب إسلامي.
من دمشق. درس الحقوق في باريس حتى
الدكتوراه، عدا تقليم الأطروحة، وعاد
ليتقلّب في عدد من الوظائف الإدارية، منها
مدير مكتب وزارة الداخلية، ومحافظ حوران،
ثم دمشق، فسفير في السعودية، ثم باكستان،
وتبرّع بمكتبته لجمع المفتي أحمد كفتارو، الذي

وله مؤلفاته، منها: البُرعي اليمني الشاعر الخسني الفقيه، التصوف والأمير عبدالقادر الحسني الجزائري، السري السقطي، عبر وعبرات من دمشق والأندلس، فتوى الفندلاوي وقصتها، المعجزات النبوية بين الروايات الصحيحة وتشكيك المستشرقين، المختار من أحاديث سيد الأبرار، الفائر المجهول: صفحات من الثورة السورية عام ١٩٢٥م، وصية العام الجديد: نصائح وحواطر، صلاة وصية العام الجديد: نصائح وحواطر، صلاة ركعتين. وعنوان رسالته التي لم يقدمها: شرع المحتسب(٢).



 (٢) موسوعة الأسر اللمشقية ٢/٥٥٤) معجم المؤلفين السوريين ص ٤٧٣.

جواد بن عبدالنبي المظفر (۱۳۲۷ - ۱۹۱۵هـ = ۱۹۰۹ – ۱۹۹۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

جواد علي = جواد محمد علي

جواد بن علي شُبَّر (۱۳۳۲ - ۱۹۸۲ = ۱۹۱۵ - ۱۹۸۲م) أديب شيعي.



من النجف. درس على علماء الشيعة، وتعلم الخطابة، وأفاد من منتدى النشر، وصار سكرتيرًا له، اطلع على الأدب والشعر، وخطب ونظم، ونشط فاعتُقل عام 1٤٠٢هـ، ولم يُعرف خبره.

من مؤلفاته: إلى ولدي، قبس من حياة الصادق، أمير المؤمنين، أشعة من حياة الصادق، عبرة المؤمنين (عن مقتل الحسين)، المطالب النفيسة (٣ جر)، المناهج الحسينية، شواهد الأديب (٣ جر، خ)، المقتطفات (٢ جر، خ)، الأخلاق/ عبدالله شير (تحقيق)، جر، خ)، الأخلاق/ عبدالله شير (تحقيق)، الموشور: ديوان عباس شير (تحقيق)، الموشور: ديوان عباس شير (تحقيق)، أدب الطف أو موسوعة شعراء الحسين (١٠٠٠ جر)".

(٣) صفحة عنه في الشبكة العالمية للمخطوطات (استفيد منها في ربيع الآخر ١٤٣٢هـ)، معجم البابطين لشعراء العربية (وفيه ولادته ١٩٠٤م)، معجم المؤلفين والكتاب العرقيين ١١٢٧/٢٠.

# جواد كاظم الخفاجي (١٣٦٥ - ١٤٣٣هـ = ١٩٤٥ - ٢٠١٢م) كيميائي.



ولد في مدينة الحلّة بالعراق. أستاذ الكيمياء الصناعية (البوليمرات) في كلية التربية بجامعة بغداد. حضر مؤتمرات علمية في أوروبا وأمريكا، صاحب ابتكارات في تحضير أدهان طبية للبشرة، وابتكار طريقة جديدة لتحضير المطّاط، وبراءة اختراع لتحضير مركبات تفيد في استخراج البترول. توفي يوم الجمعة ٢ رمضان، ٢٠ تموز.

وله كتب في الكيمياء، مثل: الكيمياء الصناعية، الكيمياء الصناعية، الكيمياء الصناعية العملي<sup>(١)</sup>.

جواد محمد جواد (۱۳۶۱ - ۱۳۲۶ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۳م) (تکملة معجم المؤلفين)

جواد محمد علي (۱۳۲۵ - ۱۹۰۷ هـ ۱۹۰۷ - ۱۹۸۷م) مؤرخ ولغوي مجمعي.



 (١) موسوعة أعلام العراق ٤٨/١، معجم المؤلفين والكتاب العرافيين ٢٣٠/٢

ولد في بغداد، حصل على الدكتوراه في التاريخ العربي من جامعة هامبورغ. التحق بالخدمة العسكرية، وفي عام ١٣٦٠ه تطوع للدفاع عن بلده ضد الإنجليز، وأثناء عودته إلى بغداد ألقي القبض عليه، ثم أفرج عنه. تولى وظيفة سكرتير لجنة التأليف والترجمة والنشر التي كانت نواة المجمع العلمي العراقي الذي أنشئ عام ١٣٦٧ه (١٩٤٧م) فأصبح عضواً فيه، وسكرتيراً له. وعمل فأصبح عضواً فيه، وسكرتيراً له. وعمل اللجان العلمية في العالم، وأستاذاً زائراً في بعض الجامعات، وانتخب عضواً في مجمع اللغة العربية بالقاهرة منذ عام ١٣٧٧ه، وعضواً في المحمع الأردين. وكانت وفاته في الغالث من صفر، الموافق ٢٦ سبتمبر بعد

أثرى المكتبة بمجموعة كبيرة من البحوث والدراسات الأدبية والتاريخية العميقة، ومن عناوين كتبه: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، تاريخ العرب في الإسلام،

مرض عضال.

السيرة النبوية، تواريخ العرب قبل الإسلام، المحاث في تارخ العرب قبل الإسلام (وجد المحاث: أبحاث في التاريخ الإسلامي)، موارد تاريخ المسعودي، الحمادون، الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم، سلسلة بحوث عن التاريخ في اليمن القليم، سلسلة بحوث عن تطور العربية، معجم ألفاظ المسانيد، لهجة القرآن، لغة القرآن الكريم، التاريخ العام، المهدي المنتظر عند الشيعة الاثني عشرية، أصنام المنتظر عند الشيعة الاثني عشرية، أصنام الكتابات(٢).

(٢) أخبار التراث العربي ع ٣٤ (ربع الأول - الأخر ١٤٠٨هـ)، بحلة بجمع اللغة العربية بدمشق مج ١٢ ج ١ (جمادى الأولى ١٤٠٧هـ) ص ١٨٣٠ معجم المؤلفين العراقيين ١/١٨٣٠ أعلام الأدب في العراق الحديث ٢/١٢٥٠ موسوعة أعلام العراق ١/٧٤، الفيصل ع ١٢٩ (ربيع الأول

جواد ملكي التبريزي (۱۳٤٧ - ۱۶۲۷ه = ۱۹۲۸ - ۲۰۰۲م) فقيه شيعي.



ولد في تبريز وبحا نشأ، تابع دراسته الشرعية في قم، ومن شيوخه محمد الجمه الكوه كمري وشهاب الدين المرعشي التبريزي وحسين البروجردي، ثم ذهب إلى النجف، وحضر بحا الأبحاث العالية على أبي القاسم الخوئي وغيره. رجع إلى قم باحثاً مدرّساً.

تقلیده لظام اله در بنوست اج کاده دیمیت می کی مؤمن الرفاع عن الحقائد اکته المذهب و تبنیده الفائلین منه للی منبی حتی لایفعوا بحث تا نیراً للفلین المثلبسیین بلیاس ا حل الرین والدالهادی کی لصراب

GIA CO

# جواد ملكي (خطه وختمه)

تآليفه: إرشاد الطالب في الحاشية على المكاسب (عمج)، أسس القضاء والشهادات، توضيح المسائل، المسائل المنتخبة، التهذيب في مناسك الحج والعمرة، صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات (أصلة للخوئي، وللمؤلف عليه تعليقات وملحق)، منهاج الصالحين، أحكام النساء في الحج والعمرة، عبقات ولائية، أسس الحدود والتعزيرات.

وله من المخطوط (ولعله طبع): شرح كفاية الأصول، طبقات الرجال<sup>(٣)</sup>.

(٣) المنتخب من أعلام الفكر والأدب ص ٣٩١ مع إضافات.

# جواد هبة اللين الشهرستاني (٠٠٠ - ١٤٢٦ه؟ = ٠٠٠ - ٢٠٠٥م)

إعلامي ومحرر صحفي.

من العراق. مارس الصحافة والمحاماة، كما عمل في الإذاعة العراقية. رأس تحرير «الأنباء الحديدة»، و «الحارس». توفي في شهر رجب، آب.

# جوامیر مجید سلیم (۱۳۵۱ – ۱۹۲۲ه = ۱۹۳۲ – ۲۰۰۳م) مهندس آکادعی.



من السليمانية بالعراق. حصل على الدكتوراه في الهندسة من جامعة دريسدن التكنولوجية بالمانيا، رئيس قسم الهندسة الميكانيكية في معهد الهندسة الصناعية العالي، من مؤسسي الجامعة التكنولوجية ورئيس قسم المكائن فيها، فمساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية والتعليم المستمر، عضو هيئات علمية، منها المجمع العالمي العلمي العراقي، ورئيس هيئة الكردية فيها، من مؤسسي مجلة زانياري (العلوم) باللغة الكردية، رئيس هيئة تحرير العلوم) باللغة الكردية، رئيس هيئة تحرير

من عناوين كتبه: كتاب في هندسة التكييف والتجميد، كتاب في التطبيقات العملية للصفوف الابتدائية (٣ج)، كتاب بالكردية في الهندسة المستوية للمدارس المتوسطة(١).

جودت أحمد السعد (۱۳۲۰ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۶۱ - ۲۰۰۰م) صحفی وکاتب متمرًس.

من مواليد مدينة طبريا في فلسطين. بعد النكبة التجأت عائلته إلى الأردن، حصل على إجازة في الفلسفة من جامعة دمشق، عمل في التدريس والصحافة، وتنقل بين بغداد والسعودية وعمّان ودمشق، وعمل مترجمًا إلى اللغة العربية في جريدة العرب، مدير دار الجاحظ، مدير (نشرة السهم) لرصد الاقتصاد الإسرائيلي، عضو اتحاد الكتّاب العرب. توفي بدمشق في ٨ جمادى الآخرة، ٤١ تموز (يوليو).

له كتب عن اليهود خاصة، منها: الأدب الصهيوني الحديث بين الإرث والواقع، أوهام التاريخ اليهودي، الدوافع السياسية في السينما الصهيونية، الشخصية اليهودية عبر التاريخ، مختصر البلدان في أرض كنعان (ترجمة من العبرية وإعداد)، رموز تحت الرحى، الحركة الصهيونية (ترجمة)، الخط الأخضر بين الأردن وفلسطين: سيرة وصفي التل السياسية/ أشر سسر (ترجمة)، السينما الصهيونية بين التجنيد والتطوع، الرموز العنصرية في الأدب الصهيوني".

جودة أمين (۱۴۲۸ - ۱۴۲۸ هـ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

جودت التميمي = مكطوف اللامي

جو**دة حسنين جودة** (۱۳٤٧ - ۱۹۲۵هـ = ۱۹۲۸ - ۲۰۰۳م) باحث جغرافي علامة.

ولد في منيا القمح بمحافظة الشرقية في

(۲) موسوعة أعلام فلسطين ٩٩/٢، موقع وزارة الثقافة
 الأردنية (ربيع الآخر ١٤٣٢٤هـ) مع إضافات.

مصر. حصل على إجازة في الآداب، وديلوم عال في التربية وعلم النفس، ودكتوراه في الجغرافية الطبيعية من جامعة زيورخ بسويسراء أستاذ الجغرافيا وعميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية فرع دمنهور، مقرّر اللجنة لترقية أساتذة الجغرافية، عضو الجمعية الجغرافية السويسرية وجمعية العلوم الطبيعية بزيورخ، عضو جمعية العصر الحليدي بألمانيا، وجمعيات ولجان أخرى بمصر. له جهود في تخطيط مدينة الإسكندرية، أستاذ جهرة من الجغرافيين، له دراسات أصولية وإقليمية متخصصة. أسهم في وضع البرامج الدراسية لجامعة قسنطينة ووهران بالجزائر، وتطوير الدراسات الجغرافية بجامعة الملك سعود بالرياض، وحصَّل جوائز. مات في آخر شهر شعبان، أكتوبر.

من مؤلفاته المطبوعة: الجغرافية الطبيعية والخرائط، الجيومورفولوجيا: علم أشكال سطح الأرض مع التطبيق بأبحاث في حيومورفولوجية العالم العربي، الجغرافية الطبيعية والخرائط: أصول وتطبيقات، شبه الجزيرة العربية: دراسة في الجغرافية الإقليمية، صحارى العرب: دراسات في الجيومورفولوجيا المناخية، العالم العربي: دراسة في الجغرافيا الإقليمية، العصر الجليدى وعصور المطر في صحارى العالم الإسلامي، الأراضي الجافة وشبه الجافة، جغرافية آسيا الإقليمية، قارة أفريقية: دراسات في الجغرافيا الإقليمية، قارة أوروبا: دراسات في الجغرافيا الإقليمية، الجغرافيا المناحية والنباتية، الجغرافية الطبيعية لصحاري العالم العربي، دراسات في الجغرافيا الطبيعية للصحاري العربية، معالم سطح الأرض. وله مؤلفات أحرى ذكرتما في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(۱)</sup>.

 (٣) موسوعة أعلام مصر ص ١٦٤، الموسوعة القومية للشخصيات للصرية ص ٩٧.

 <sup>(</sup>١) أعلام المجمع العلمي العراقي ص ١٥٤، الموسوعة الكبرى (٢) .
 لشاهير الكرد (٤٣٣/١.

### رسكائل جغرافية

# مشقبل *لأراضي لجاقة*

أ.د. جودَة حسّنين جودَة

جودت حيلر (١٣٤٣ - ١٤٢٧ه؟ = ١٩٧٤ - ٢٠٠٦م) تربوي شاعر.



ولد في بعلبك، درس في الجامعة الأمريكية، وفي ليون بفرنسا، وتكساس بأمريكا، متخصصاً في التربية والتعليم. أدار الجامعة الوطنية في عالية، وكلية النجاح بنابلس، والتحق بشركة النفط العراقية، وبلغ منصب مستشار الصناعة للشرق الأوسط. ومنح أوسمة عدة من مراكز مسيحية رفيعة، مثل وسام البابا يوحنا الثالث والعشرين.

له بالعربية: حودت حيدر: مشوار القمر، دنيا الفكر.

ودواوينه بالإنجليزية: أصوات، أصداء، ظلال، زمن(١١).

## جودة خليفة (١٣٥٤ - ١٤٢١هـ = ١٩٣٥ - ٢٠٠٠م) فنان تشكيلي.

من مواليد القاهرة. اهتم بالفن الفرعوني. عمل مديراً لمتحف مصطفى كامل، ورسّاماً (١) الشرق الأوسط ع ٨٩٥٠ (٢٣/٣/٢٤)

لعدد كبير من الصحف والمحلات العربية. واعتبر من كبار الفنانين الصعاليك! مات في ٢٠ جمادى الآخرة، ١٩ سبتمبر (٢).

جودت السعد = جودت أحمد السعد

جودة السعيد السنطيل (۱۰۰۰ - ۱٤۲٥ = ۱۰۰ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

جو**دت ع**مر **الركابي** (۱۳۳۷ - ۱۲۲۰هـ = ۱۹۱۳ - ۱۹۹۹م) أديب أكادعي.



من دمشق. تركي. نال الإجازة والدكتوراه في الآداب من جامعة باريس. عاد ليكون مدرِّساً ثم مفتشاً لغوياً، فأستاذاً في كلية الآداب، فعميداً لكلية التربية بجامعة دمشق، وعمل مدة أستاذاً بجامعة قسنطينة. أسَّس مع بعض الأدباء «جمعية الأدباء» بدمشق، وكان أمين سرِّها. شارك في الحياة الأدبية والفنية ببلده، وفي عدد من الندوات والفنية ببلده، وفي عدد من الندوات والمؤتمرات الدولية الأدبية والتربوية في بلدان عربية وأجنبية. وكان منتمياً إلى حزب البعث عربية وأجنبية. وكان منتمياً إلى حزب البعث الحاكم، وصاحب دار نشر «الممتاز»، مات في ٢٦ محرم، ١١ أيار (مايو).

ومن كتبه: الوافي في الأدب العربي الحديث، في الأدب الأندلسي، الطبيعة في الشعر

 (٢) معلومات من الشبكة العالمية للمعلومات. وفي مصدر أنه توفي ٢٠٠١م؟

الأندلسي، طرق تدريس اللغة العربية، الأدمار، العربي من الانحدار إلى الازدهار، مبادئ تخطيط التعليم، منهج البحث الأدبي في إعداد الرسائل الجامعية، الشعر الدنيوي في العصر الأيوبي وممثلوه الأساسيون (بالفرنسية)، دار الطراز في عمل الموشحات/ لابن سناء الملك (تحقيق)، الإرث الفكري للمصلح الاجتماعي عبدالحميد الزهراوي المصلح الاجتماعي عبدالحميد الزهراوي (جمع وتحقيق مع جميل سلطان)، مقالات الحضارة (جمع وتحقيق بالاشتراك مع السابق)(۱).

# جودة قاسم (۰۰۰ - ۲۶۲۹هـ = ۰۰۰ - ۲۰۰۵م)

عالم أزهري صوفي.

من مصر. شيخ الطريقة القاضية الشاذلية. مات يوم الجمعة ٢٤ جمادى الأولى، الأول من يوليو، بشبلنجة قليوبية.

# جودت كاظم العبيدي (۰۰۰ - ۱٤۲۸ = ۰۰۰ - ۲۰۰۷م)

عسكري سياسي.

جنرال. رئيس مؤتمر العراق الديمقراطي الموحد، زعيم جبهة الحوار العراقي. من الشيعة(1).

## جودة محمد جيد (۱۳۵۸ – ۱۹۳۱ هـ = ۱۹۳۹ – ۲۰۱۱م) مقرئ.

ولد في قرية أم خنان بمحافظة الجيزة في مصر. حفظ القرآن الكريم، وحوَّده على الشيخ عبدالمنعم الخيال، ونال إجازة في التجويد والشهادة العالية في القراءات من معهد

(٣) الموسوعة الموجزة ٢/ ١٨٨٠ حديث العبقريات ص ٣١٣، موسوعة الأسر اللمشقية ٢٩٥/١، دليل أعضاء الاتحاد ص ٥٠٠٤، موسوعة أعلام سورية ص ٣٥٤، معجم المؤلفين السوريين ص ٣١٣.

(٤) الجزيرة نت ٢٦/٥/٢٦هـ، النشرة الإخبارية المتنوعة ع ٢٦٧ من موقع (العراقي). واللواء جودت كاظم العبيدي رئيس المخابرات العراقية، غيره.

القراءات بالأزهر، وأخذ القراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرّة من الشيخ المتولي الفقاعي، وأجازه بالقراءة والإقراء، ثم عمل مدرسًا للقرآن والقراءات في الأزهر، وفي تبوك، ومصححًا للمصحف، وكان عضوًا في لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع الملك فهد بالمدينة المنورة، وسافر إلى العديد من الدول لإحياء شهر رمضان المبارك، منها السنغال وغينيا وتوجو وسيراليون ومالي وبنين ونيجريا وغانا وإيران، وتوفي ليلة ٢٧ رمضان(۱).

جودة محمد سليمان (۱۳۲۳ - ۱۹۱۷هـ = ۱۹۰۲ - ۱۹۹۱م) قام:

من قرية العزيزية في مركز منيا القمح بمصر. حفظ القرآن الكريم، وتعلم القراءات من الشاطبية، ومتممتها للعشر من الدرّة. ثم درّس القراءات، وكان شيخ مقرأة قريته، وقد اختبره الشيخ على الضباع في القرآن والقراءات، فكان ترتيبه الفاني على مستوى مصر. وتعلم عليه طلبة، وقرؤوا عليه قراءات عدة (۱).

جودة بن محمد أبو اليزيد المهدي (١٣٦٤ - ٢٠١١ م ١٩٤٤ عارف ومحقق متصوف.



(١) ملتقى أهل الحديث ٢٠١١/٢/٦م.
 (٢) إمتاع الفضلاء ٢٨٨١٦.

ولادته في قرية العزيزية بمحافظة الشرقية، و (أبو اليزيد) كنية والده. حصل على الماجستير والدكتوراه من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر متخصصًا في التفسير، وعيّن عميدًا للكلية، وأستادًا في كلية القرآن الكريم وعميدًا لها. ونشأ على التصوف، فقد كان جده أشهر خلفاء الطريقة النقشبندية، ثم كان هو حليفة الطريقتين النقشبندية والأحمدية، ثم شيخ الطريقة النقشبندية الخالدية الجودية، ولعله كان في طنطا. نشط في العلم والإرشاد، فكان عضو بحمع البحوث الإسلامية، ونائبًا لرئيس جامعة الأزهر، ودرَّس في الأكاديمية الصوفية بالعشيرة المحمدية في القاهرة. شيعت جنازته يوم الجمعة ٢٣ ذي القعدة، ٢١ أكتوبر. وله أكثر من (٢٠) مؤلفًا، جلُّها في التصوف والتفسير، منها: بحار الولاية المحمدية في مناقب أعلام الصوفية (٧٠٧ ص) وهو أشهر كتبه، فضائل القرآن الكريم، مفتاح المعية في دستور الطريقة النقشبندية: شرح رسالة سيدي الشيخ تاج الدين النقشبندي في آداب الطريقة النقشبندية/ عبدالغني النابلسي (تحقيق مع محمد عبدالقادر نصار)، مناقب القطب الربائي سيدي عبدالوهاب الشعراني (تحقيق مع أبي الأنس المليجي لكتاب: تذكرة أولى الألباب في مناقب الشعراني في سيدى عبدالوهاب)، الاتجاه الصوفي عند أئمة تفسير القرآن الكريم، موسوعة التصوف

جورج إبراهيم الخوري (١٣٥١ - ١٤٢٧ه = ١٩٣٢ - ٢٠٠٦م) كاتب ومحرر صحفي.



ولد في بيروت، بحاز في الحقوق، رئيس تحرير بحلة «الشبكة» لمدة (٤٠) عاماً، وهي بحلة خليعة ساقطة أدباً وفناً، هدفها «صيد» الشباب والبنات في هذه «الشبكة» الملغومة أخلاقياً، مثلها مثل بحلة «الصياد»، «تصيد» فتنتا العباد ونشرتا الفاحشة، وخدَّرتا العقول وضيَّعتا النفوس، والأمة متخلفة نائمة، وأحوج ما تكون إلى أقوياء جادّين وصناع حضارة بحتهدين.

له كتب قصصية، ومن عناوين كتبه: الثروة الأطية(4).

جورج إدوارد = عمر خيري

جورج أستور (۱۳۵۱ - ۱۹۲۹ه = ۱۹۳۲ - ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

جورج إسحاق إبراهيم (١٣٣١ - ١٤٠٤ه = ١٩١١ - ١٩٨٤م) ثقافي ومحرر صحفي.

ولد في قرية كفر شخنا التابعة لقضاء زغرتا بلبنان، تخرَّج في المدرسة الوطنية العلمية، ودرَّس، ثم أصدر بحلة «الأفكار» عام ١٩٣٨م، واستمرت حتى ١٩٨٠م، أسهم (٤) قرى ومدن لبنان ٢٢٢/٣ مع إضافات.

(٣) شبكة روض الرياحين ٢٠٠٧/١/٢م.

روح الإسلام، بحموع أوراد الإمام الغزالي، مبادئ التفسير الإشاري تطبيقًا على سورة يس، أعظم المرسلين، الإيمان والتقوى في

القرآن الكريم، النفحات الجودية في الطريقة

النقشبندية، الواحدي ومنهجه في التفسير

(دكتوراه). وكتب أحرى مخطوطة وغير

مخطوطة له في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(١)</sup>.

في تأسيس الرابطة الأدبية الشمالية، وشارك في تأسيس نقابة الصحافيين في شمالي لبنان، ثم أصبح رئيساً لها، ونشط في العمل الثقافي، وشارك في مؤتمرات ومساجلات، ولقب بخطيب الفيحاء.

له مقالات ومطالعات ثقافیة وقصائد منشورة في مجلته، ودیوان مخطوط لدی أسرته(۱).

جورج إسحاق الخوري = جورج إسحاق إبراهيم

جورج إسكندر الحايك (۱۰۰۰ - ۱۲۲۱ه؟ = ۰۰۰ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

جورج أنطون إبراهيم (۱۰۰۰ - ۱٤۳۵ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

جورج أنيس حاوي (١٣٥٧ - ١٤٢٦هـ = ١٩٣٨ - ٢٠٠٥م) قيادي شيوعي.



من مصيف بتغْرِين في قضاء المتن بلبنان. حصل على إجازة في العلوم السياسية، انتمى إلى الحزب الشيوعي سنة ١٣٧٥ه (١٩٥٥م)، تقلّب في مناصبه إلى أن

(١) قرى ومدن لبنان ٩/١٧٥، معجم البابطين لشعراء العربة.

انتخب أميناً عاماً له سنة ١٣٩٩هـ انتخب أميناً عاماً له سنة ١٤١٧هـ (١٩٧٩م)، وجدِّد له سنة ١٤١٧هـ (١٩٩٢ من الله الأحداث (الحرب الأهلية)، رئيس تحرير جريدة «النداء». ثم استقال من الأمانة. وكان معارضاً للوجود السوري بلبنان وناقداً لسياستها، وقد اغتيل بعد خروجها من هناك في سيارة ملغومة يوم الثلاثاء ١٤ جريران (يونيو).

ابت الراما دن عبا . واراستط نعد الناس اعذر سائق بعد يدن من مراع بدجه النام الاحرارية أر سائق بعد نا ليفيف بعد المراع المائة المراع المائة المراع المائة المراع المائة المراع المائة المراع الم

جورج حاوي (خطه)

ومما كتب فيه:

جورج حاوي شهيداً: البدايات/ يوسف مرتضى، مصطفى أحمد.

حوارات عن الماضي والحاضر والمستقبل/ السابقان.

جورج حاوي كما يرويه الأصدقاء/ السابقان.

وله مؤلفات في السياسة، منها: معركة المصير الوطني والقومي (وهو مجموع خطبه ومقابلاته الصحفية خلال عامي ٧٧ و ٩٩٧٨ م)، حورج حاوي يتذكر: الحرب والمقاومة والحزب: حواراته مع غسان شريل(٢٠).

جورج بلوا دو روترو (۱۳۲۲ – ۱۹۱۵ه؟ = ۱۹۰۴ – ۱۹۹۱م) (تکملة معجم المؤلفين)

جورج تات (۱۳۹۲ – ۱۶۳۰ هـ = ۱۹۶۳ – ۲۰۰۹م) مستشرق آثار*ي*.



من فرنسا. عمل مديراً للبعثة الأثرية الفرنسية في شمال سورية منذ سنة ٣٩٦ه، ومديراً للمعهد الفرنسي لآثار الشرق الأدبى، وأستاذاً لآثار سورية وتاريخها خلال العصور البيزنطية والوسطى في جامعتي فرنشي كونتي وفرساي سان كانتان حتى وفاته. وكان متخصصاً في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للقرى الأثرية في الشمال السوري، حيث عمل في التنقيب هناك خاصة أكثر من أربعين عاماً. نشر الكثير من المقالات والأبحاث عن المدن المنسية في سورية والشرق الأدبى، وأهمها أرياف الشمال السوري؟

جورج جبر (۱۳۶۶ - ۱۹۱۹ه؟ = ۱۹۲۰ - ۱۹۹۸م)

من بلدة «بيت شباب» في لبنان. رئيس حزب الاتحاد اللبناني الديمقراطي المسيحي اللبناني، عضو في مجموعة الأحزاب الديمقراطية المسيحية الأوربية، عضو المكتب السياسي لـ «الأثمية العالمية»، أحد مؤسسي «جمعية التراث». أسهم في تحديث بعض

(۲) موقع الهيئة العامة للإذاعة (۲) (۲) الأهرام ع ۲۳۹۷ (۱۰/۰/۱۵۱هـ)، قرى ومدن في جادى الأحرة ۱٤۳۰هـ). (۱۶ قرى ومدن لبنان ۱۲/۳، دليل الإعلام والأعلام ص ۲۱۱. (۱۶ قرى ومدن لبنان ۲۱/۳.

 (٣) موقع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية (استفيد منه في جمادى الآخرة ٢٤٣٠هـ).

القوانين(1).

سیاسی حزیی،

جورج جبُّوري (۱۰۰۰ - ۱٤۲۳ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

جورج حاوي = جورج أنيس حاوي جورج حبش = جورج نقولا حبش

جورج حدّاد (7071 - 1731a = 3781 - P . . 74) كاتب صحفى،



ولد في السلط بالأردن، وعاش بإربد، درس آداب اللغة في جامعة بيروت العربية، وبدأ عمله عام ١٣٩١هـ (١٩٧١م) في الإذاعة الأردنية رئيساً للقسم السياسي، ثم انتقل للعمل بالتلفزيون محللاً سياسياً، وقد كتب كثيراً عن احتراقات اليهود للكنيسة الكاثوليكية. عُرف بتوجهاته القومية على غرار الاتحاه القومى السوري، ودأب لربع قرن على الكتابة تحت عمود «هزة غربال» في جريدة الدستور. وكان معارضاً للنظام السياسي العربي، وأول من امتدح حركة حماس ومؤسسها بعدة مقالات في بداية انطلاقها. مات في ٥ رجب، ٢٧ حزيران. له قصائد شعبية مغناة، وديوان شعر غير مطبوع(١).

جورج حكيم = مكسيموس الخامس حكيم

(١) وكالة رم للأنباء (إثر وفاته).

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية.

# جورج حلیم یمین (۱۰۰۰ – ۱٤۲۱ه؟ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

جورج حنا سعادة = جورج صعب سعادة

جورج حنا كعدي  $(\bullet \forall \forall \forall 1 - \forall \forall \forall 1 - \forall \forall 1 - \forall \forall 1 + \forall$ تاجر وشاعر مهجري.



من بلدة بسكنتا اللبنانية، درس سنتين في قريته، وهاجر إلى البرازيل، وهناك تعلم العربية والفرنسية والبرتغالية، وتاجر، وكوَّن ثروة طائلة، ثم خسرها، فانتقل إلى بوليفيا، ثم تشيلي، تاجراً، واستقرُّ في عاصمتها.

له قصائد في محلة العرفان، وطبع له ثلاثة دواوين: الكعديات، الديوان الجديد، ثريا. وله ديوان باللغة الإسبانية(٢).

جورج خلیل داود (۱۳۲۷ - ۱۹۰۵ه = ۱۹۰۸ - ۱۹۸۲م) أديب شاعر،



من قرية راشيًا الوادي عنطقة البقاع في لبنان. حصل على الشهادة الثانوية، وتفرّع للقراءة. ثم درَّس، وعمل رئيساً لمكتب الميرة، وموظفاً في وزارة الاقتصاد، وأسهم في إنشاء صحيفتي وادي اليتيم، وحرمون.

له أربعة دواوين مطبوعة: مطل الضياء، شروق لا يغيب، لجد الإنسان، جحيم الجبل الأخضر.

ومن المخطوطة: أجنحة للضمائر، رحيل مع القدر، قصائد حرة.

وله مسرحيات شعرية وملاحم مخطوطة، منها: ديوان فلسطين، ديوان الحلم الكبير. وله من المخطوط كذلك: أهل الفن (رواية)، قصص قصيرة، كلمات نارية (مقالات)، حكاية عمر. وترجم قصائد إلى العربية(٣).

جورج رمزي استينو (\*\*\* - A7316 = \* \* \* - V \* \* Ya) (تكملة معجم المؤلفين)

جورج رؤوف اللوس (VYY1 - 1+31a = 1111 - 1111) طبیب مبتکر.

ولد في الموصل. تخرج في جامعة مدينة مونبليه بباريس، وعمَّق اختصاصه فنال شهادة عليا في اختصاص البكتريولوجي. عيّن في بغداد مديراً لمستشفى الشرطة، وطبيباً اختصاصياً في مديرية معهد البكتريولوجي، وطوَّره إلى مستوى عالمي. أسَّس بالتعاون مع رفاقه المركز الوطني للسالمونيلا، وأصبح مديراً له. له أبحاث مبتكرة عالمياً في تشخيص وعزل سلالات جرثومة السالمونيلا والجراثيم المعوية وأخطارها.

وله كتب صدرت في باريس ذكرها

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

(٤) موسوعة أعلام العراق ٧/٠٥، موسوعة أعلام الموصل،

جورج سالم = جورج فرج الله سالم جورج سعدو = جورج يوسف سعدو

جورج سلامة كيلة (١٣٣٨ - ١٤٢٥ هـ = ١٩١٩ - ٢٠٠٤م) (تكملة معجم المؤلفين)



ولد في الإسكندرية، درس الكيمياء والصيدلة في مصر، ثم في بيروت، وحصل على الدكتوراه في الفلسفة، والدكتوراه في اللاهوت، واتجه نحو الرهبنة، فانضم إلى الآباء الدومينيكان. عاد إلى مصر بعد أن أخى دراسته في بلجيكا وفرنسا، وشارك في المجمع المسكوني الثاني، وأسهم في تحضير المجمع المسكوني الثاني، وأسهم في تحضير المساملة، وشارك في حلقات الحوار للتقارب بين الأديان. وكان أحد المتحصصين في الفلسفة الإسلامية، ومن المهتمين بدراسة أعمال ابن سينا وابن رشد. توفي في منتصف شهر شعبان.

قام بتكليف من جامعة الدول العربية في أواخر الأربعينات الميلادية بالبحث عن مخطوطات ابن سينا في مكتبات العالم المختلفة، ونشر معجم الموانين العراقين 7/٢٥٥.

نتائج بحثه في كتاب حمل عنوان «مؤلفات ابن سينا». ونشرت له المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم قائمة ببلوجرافية كاملة عن ابن رشد، واختير لعضوية اللجنة الدولية لنشر مؤلفات ابن رشد، وشارك في تحرير كتاب عن هذا الفيلسوف نشره المجلس الأعلى للثقافة، وقام بالإشتراك مع سعيد زايد بتحقيق تسع رسائل طبية من وضع ابن رشد محفوظة في مكتبة الإسكوريال.

ومن أعماله أيضاً: الاشتراك مع الباحث الفرنسي لويس جارديه في إعداد كتاب «المدخل إلى علم الكلام» باللغة الفرنسية، وقد صدر هذا الكتاب في بيروت في ثلاثة أخزاء بترجمة عربية قام بما كل من صبحي الصالح وفريد جبر، وكتب الفصل الخاص بالفلسفة وعلم الكلام والتصوف في موسوعة «تراث الإسلام» التي صدرت ترجمتها في الكويت باللغة العربية، وألف باللغات العربية والفرنسية والإيطالية كتاب «المدخل إلى التصوف الإسلامي».

وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

جورج شحادة (۱۳۲۰ - ۱۶۰۹ه = ۱۹۰۷ - ۱۹۸۹م) كاتب مسرحي شاعر، كتب بالفرنسية.



ولد في الإسكندرية من أبوين لبنانيين يتكلمان الفرنسية، وأمضى جانباً كبيراً

 (١) موسوعة أعلام الفكر العربي ص ١٧٣، أعلام مصر في القرن العشرين ص ١٦٥، الفيصل ع ٢٠٨ (شوال ١٤١٤ه) ص ١٣٩، وصورته من الموسوعة الحرة.

من حياته في بيروت، لكنه إزاء اضطراب الأوضاع في لبنان، وسوء حالته الصحية، انتقل إلى فرنسا، وأمضى سنواته الأخيرة في باريس. بعد دراسة الحقوق عين سكرتيراً غماً في مدرسة الآداب العليا في بيروت، ثم كلّف للاهتمام بالشؤون الفنية لدى البعثة الثقافية الفرنسية في لبنان. وبعد الحرب العالمية الفانية كان يتردد باستمرار إلى باريس... وكان صديقاً حميماً لأندريه بروتون رائد الحركة السريالية، وشاعراً. حصل على رائد الحركة السريالية، وشاعراً. حصل على حائزة الكوميدي فرانسيز، وترجمت بعض حائزة الكوميدي فرانسيز، وترجمت بعض كتبه إلى عدة لغات. مات مساء الثلاثاء

ومسرحياته هي: مستر بويل، سهرة الأمثال، قصة فاسكو، البنفسجيات، الرحلة، مهاجر بريسبان، الثوب هو الأمير.

أعماله الشعرية ونصوصه الأخرى: القصائد مع رسم جول وقصة العام صفر، التلميذ سلطان مع ردودغون سين، انطولوجيا البيت الشعري الواحد، سباح الحب الواحد، كتب «جحا» للسينما وأخرجها له جاك باراتييه(٢).

جورج صعب سعادة (۱۳۴۹ – ۱۹۱۹ه؟ = ۱۹۳۰ – ۱۹۹۸م) رئيس حزب الكتائب.



من مواليد شِبْطين في قضاء البترون بلبنان، بحاز في الآداب، وفي فقه اللغات السامية،

وفي الحقوق، دكتور دولة في الفلسفة والأدب، نائب عن قضاء البترون، وزير التخطيط، ثم الأشغال، والبريد، تنقّل في مراكز عديدة ضمن حزب الكتائب إلى أن غدا رئيسه، رئيس الجبهة اللبنانية إثر وفاة كميل شعون، مؤسس ورئيس فخري للبيت البتروني، ترشح لرئاسة لبنان سنة ٤٠٩ اهر (١٩٨٩م).

جورج صيدح = جورج ميخائيل صيدح

جورج عبدالكريم خوّام (١٣٦٥ - ١٤٢٩هـ = ١٩٤٥ - ٢٠٠٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

جورج عبدالله خانم (۱۳۲۳ - ۱۳۱۱ه = ۱۹۲۴ - ۱۹۹۲م) أديب وشاعر رمزي.

ولد في بسكنتا بلبنان، حصل على الماحستير في العلوم السياسية والاقتصادية من الأكاديمية اللبنانية ببيروت، وإجازة في الآداب، ودبلوم في التخطيط التربوي، درَّس اللغة العربية والأدب في الجامعة اللبنانية، وكان مديراً لدائرة الفنون الجميلة. ووالده هو الشاعر عبدالله غانم، وعن أبيه ورث حبّ الشعر، ومُت شاعريته. وكان أحد الذين شاركوا في تأسيس حلقة «الثريا»، عضو في اتحاد الكتّاب اللبنانيين، ومجمع الحكمة العلمي، ونال جائزة الدولة في الشعر. توفي في ١٦ من شهر ذي الحجة، الموافق ١٦ عزيران (يونيو).

دواوينه: قصائد الحب، سفر الكلمات، أزهار في الخريف، نداء البعيد، محامر، حجر الحب وقصائد الفرح، آتٍ بلا رياح،

(١) دليل الإعلام والأعلام ص ٢٦٤، ٢٩٨، قرى ومدن لبنان ٢٧/٧ (وورد اسم والده في هذا المصدر: حنا). ورسمه من موقع (بينات).

على حدود النسيان، مرايا غبار. وله من المخطوط ديوانان: بالفصحى وبالعامية. ومن أعماله الأخرى: أصوات وراء الحدود: دراسات في القصيدة وأضواء على الأدب والأدباء، شعراء وآراء (٢ج)، الدرة الغانمية

# جورج عبدالمسيح (۱۳۲۱ – ۱۹۲۸ء؛ = ۱۹۰۸ – ۱۹۹۹م) سياسي حزي.

في الحرب الكونية(٢).

من مصيف «بيت مِرِي» في لبنان. حصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة كراتشي، أول منتسب للحزب السوري القومي الاجتماعي، حُكم عليه غيابياً بالإعدام من قبل المحكمة الحربية المختلطة الفرنسية والبريطانية، ثم في دمشق عام المحكمة العسكرية اللبنانية، ثم في دمشق عام منحن مرات واعتقل في بلدان الشام، واضع القوانين والمراسيم بعد غياب مؤسس الحزب، ورأسه ما بين (١٩٥٠ – ١٩٥٦م). كتب الحديد». أصدر كتابات رئيس الحزب الأول ونشرها في حلقات «النظام الجديد».

له مقالات وكتب كثيرة وعدد كبير من المخطوطات، ومما هو مطبوع منها: شروح في الاقتصاد القومي الاجتماعي، الخيط الأبيض، لأن الصحف لا تنشر: الحديث الذي سجله مندوبو كلية الهندسة في الجامعة الأميركانية مع الرفيق جورج عبدالمسيح (آذار اعلام)(۱).

# **جورج عدة** (۱۳۳۵ - ۱۲۲۹ه = ۱۹۱۱ - ۲۰۰۸م) قيادي شيوعي.

 (۲) ديوان الشعر العربي ۱۸۲/۱ معجم البابطين لشعراء العربية، الفيصل ع ۱۸۸ (صفر ۱۹۱۳ه).
 (۳) قرى ومدن لبنان ۸٤/۳.



ولد في تونس لأسرة يهودية، تزعم الحزب الشيوعي خلال فترة الاحتلال الفرنسي لتونس، وناضل من أجل استقلالها، وكان يخطب ويكتب مبينًا دعمه لحقوق «الشعب الفلسطيني الشهيد» وأنه معاد للصهيونية. وقد سُحن واعتقل، ونادى بالحرية والديمقراطية [وماعلاقة الشيوعية بهما؟!].

# جورج عزیز (۱۴۰۸ – ۱۹۸۸ هـ = ۲۰۰۰ – ۱۹۸۸م)

إعلامي كاتب،

من مصر. أستاذ الصحافة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، رئيس القسم الخارجي بجريدة الأهرام.

له كتب عديدة، منها: من مشكلات العصر الحديث، فرويد والتحليل النفسي، أمريكا بيت جحا، قوى كالموت، حيفارا، هو شيء منه: الزعيم الأسطوري، حريمة العصر: لغز مصرع كنيدي.

وله ترجمات لكتب ذكرت في (تكملة معجم المولفين).

### جورج عطا عیسی (۱۳۳۹ – ۱۹۲۰ه = ۱۹۲۰ – ۱۹۹۹م) د تا داد

مدرِّس شاعر،

من مدينة حمص بسورية، تخرَّج في كلية الآداب بجامعة دمشق، عمل في مجال التدريس وارتقى في مناصبه ٣٠ عاماً، وكان

(٤) موقع الحزب الديمقراطي التقدمي ٩/٣٠٠ ٢٠٠٨م.

عضو اتحاد الكتاب العرب.

له من الدواوين: كنانة الله، زنابق الميماس،

وله أيضاً: نبراس الحياة، المعلم بطرس كرامة، الأميركي البشع (ترجمة). وترجم قصائد ومقالات عن الفرنسية(١).

جورج عطية (7271 - P731a = 77P1 - A . . Ya)



ولد في بلدة أمّيُون بقضاء الكورة في لبنان. درس في معاهد طرابلس والجامعة الأمريكية ببيروت، أكبّ على المطالعة بشغف، ثم نال الدكتوراه من جامعة شيكاغو في دراسات الشرق الأوسط، ودرَّس ١٣ عاماً بجامعة بورتوريكو. تلقى عرضاً من الكونجرس الأمريكي، فعمل بما وطؤرها وجمع لما عشرات الألوف من الكتب العربية، إضافة إلى الدوريات العربية والمخطوطات والوثائق، وبقى فيها ثلاثين عاماً. وكان من الحزب القومى السوري. مات في شهر ربيع الآخر، نيسان (أبريل).

حرّر «النظام الجديد»: النشرة الفكرية المركزية للحركة القومية الاجتماعية وله من الكتب: مباحث في المدنية الأولى، من حضارتنا، نشوء سوریا الکبری وتطورها. (۱).

(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

(٢) الحياة ٢٠/٤/٢٠هـ.

(٣) مصادر المراسة الأدبية ص ١٤٩٨، قرى ومدن لبنان

جورج عوض (PY . . Y - . . (تكملة معجم المؤلفين)

جورج فاخوري (P1974 - 19.7 = 7.84 - 1874)

كاهن كاثوليكي.

ولد في قرية بحدلون جنوبي بعلبك، تعلم في المدرسة الصلاحية بالقدس، سيم كاهناً، حدم أبرشية بعلبك الكاثوليكية، انضم إلى جمعية المرسلين البوليسيين في حريصا. ظهر معظم إنتاجه في بحلة «المسرّة» خلال ٢٢ عاماً، فكتب مئات المقالات، باسمه الصريح، أو ج.ف، أو ق.ب (قسطى بعلبكي)، أو أبو حنا، أو مراقب، وغير ذلك.

كتبه: ترجمة أسفار العهد الجديد، حياة السيد المسيح، مريم أم الله (مع آخرين) [سبحانك اللهم]، سفر البطريرك مكسيموس الرابع إلى أمريكا بحسب يومياته، العفو عن الدنادشة، البطريرك مكسيموس مظلوم (مع آخرين)، منشورات عديدة في الدفاع عن الأديان ضد البدع وشؤون إسلامية مسيحية، إسهامًا في وضع عدد من الكتب المدرسية، ترجمات وثائق المحمع الفاتيكاني الثاني (المحلد الثاني)، قانون تملك الأجانب في لبنان(٣).

جورج فايز خليل (3571 - 1731a? = 2381 - ... Ya) (تكملة معجم المؤلفين)

جورج فرج الله سالم (۱۳۵۷ - ۱۳۹۱ه = ۱۹۳۳ - ۱۹۷۱م) روائي ناقد مترجم.

جورج فرح (۱۳۳۲ - ۱۳۳۲ م ۱۹۱۳ - ۲۰۰۱م) موسيقار.

ولد في مدينة حلب. حصل من جامعة

دمشق على الإجازة في الأدب العربي،

ودبلوم في التربية العامة. وكان مدرّساً، ثم

أمين مكتبة المركز الثقافي، ثم مدير المركز،

فأمين سرِّ اتحاد الكتاب العرب بفرع حلب.

عضو نقابة المعلمين واتحاد الكتّاب العرب.

ومما كتب فيه: إشكالية الموت في أدب

جورج سالم - غابربيل مارسيل- ألبيرت

كامو/ غسان السيد. - دمشق: دار معدّ،

مؤلفاته: فقراء الناس، في المنفى (رواية)،

الرحيل، حوار الصمّ، حكاية الظمأ القديم،

عزف منفرد على الكمان، على هامش

الأدب العربي، دراسات في الأدب، المغامرة

الروائية، دراسات في الرواية العربية، وله كتب

ترجمها ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)

مع كتب أخرى له. وقد صدرت أعماله

القصصية الكاملة تحت عنوان: عالم جورج

سالم القصصي (1).

71314.



(٤) أعلام الأدب العربي المعاصر ١/٨٨٠، معجم الرواتيين العرب ١١٩، معجم أدباء حلب ص ١٩٧، أدباء من حلب ١٥٢/٤ الضاد (كانون الثاني ٢٠١٢م) ص ٥٧.

من لبنان، ملحن ومؤلف موسيقي، عازف عود وقائد أوركسترا. أسَّس القسم الشرقي في المعهد الوطني العالي للموسيقي (الكونسرفاتوار)، وكان مديراً للقسم الفني في الإذاعة اللبنانية (راديو الشرق) بين ٩٤٣ و ه ١٩٤٥. أول من وضع منهاجاً متكاملاً لآلة العود، ومنهاجاً للنظريات الموسيقية في اللغة العربية، من أوائل الذين لحنوا أغاني باللهجة اللبنانية (الزجل) في الثلاثينات، وأول من لحن أغاني وقصائد باللغة الفصحى واللهجة اللبنانية على الطريقة الأوبرالية. وضع مئات الألحان. توفي يوم الأحد ٩ كانون الأول، من عناوين كتبه التي وقفت عليها: تمارين موسيقية لآلة العود، مبادئ العلوم الموسيقية للصفوف الابتدائية والتكميلية(١).

جورج لطفي الخوري (AOTI - 7731R = PTP1 - 71.74) مصوّر سينمائي.



من مواليد دمشق، درس التصوير السينمائي على اختصاصيين في يوغسلافيا وبلغاريا، وتخصُّص في مجال التصوير والإضاءة، وعمل فيهما مدة نصف قرن، وصور أكثر من ۱۰۰ فیلم سینمائی، و۵۰ مسلسلًا تلفزيونيًا، كما أحرج فيلمين روائيين، وكتب فيلم (القادمون من الأعماق)، وعمل في أفلام أخرى، وأقام معارض متخصصة في بحال التصوير الضوئي، وحصد جوائز محلية وعربية ودولية، رحل يوم الخميس ٢٢ رمضان، ۹ آب(۲).

(١) الحياة (٢٦/٨/٢٦هـ).

(٢) وكالة الأنباء السورية (سانا) ١١ آب ٢٠١٢م.

# جورج مصروعة (1741 - 1.31 = 1111 - 1111) أديب روائي.

سافر مع ذويه وهو في العاشرة إلى كوبا، ثم عاد إلى لبنان في عام ١٩٢٢م واستقرَّ في بيت شباب الماتن، انتقل بعدها إلى عينطورة، ودخل مدرسة الحقوق في بيروت. فتح مدرسة الناشئة الوطنية مع حورج حايك في بيت شباب المان، ثم في الفريكة. انصرف عام ١٩٦١ كلياً إلى الصحافة، وشارك في تحرير صحيفة العلم، وتحرير محلة العرائس، وبحلة الكلمة، وأصدر صحيفة فتى الجبل بالاشتراك مع ميشال فضول الأشقر، وعمل طويلاً في تحرير مجلة الدبور، ثم استقرَّ في دار المكشوف حيث تولى تحريرها، كما عمل في بحلة الجندي اللبناني، وسكرتيراً في محلة الفصول اللبنانية حتى وفاته.

ومن كتبه المطبوعة: فواجع التاريخ، ابن زیکار، هنیبعل (۲ج)، ضحیتان، استیر استنهوب ملكة العرب غير المتوّجة، أميرة من لبنان، رافضون، انطباعات أفريقية، حكايات أفريقية، قصص وأساطير. وله کتب ترجها وأخرى مخطوطة<sup>(۱۲)</sup>.

جورج ميخائيل صيدح (1171 - APTIA = TPA1 - AVPIA) شاعر مهجري مشهور.



ولد في دمشق. أنحى دراسته الثانوية في كلية عينطورة بلبنان، ودرس اللغة الفرنسية

(٣) البلاد ١٤٠٩/٩/١٧ه.

أثناء إقامته بباريس، والإسبانية أثناء مهجره الجنوبي. وقد رحل إلى مصر عام ١٣٣١هـ (١٩١٢م) للتجارة، ثم انتقل إلى باريس للتجارة كذلك، ومنها إلى فنزويلا، التي استقرَّ بما عشرين عاماً، وأنشأ فيها مجلة «الأرزة»، كما أسّس الرابطة الأدبية في الأرجنتين. وكان واسع النشاط في لقاء الجاليات اللبنانية والسورية في أنحاء العالم، وعُدَّ من روّاد انبعاث الحركة الشعرية المهجرية التي كانت منطلقاً لحركة التجديد في الشعر العربي المعاصر. وتعتبر موسوعته «أدينا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية» من أهم ما كتب عن الأدب والشعر المهجري، وهي بحموعة المحاضرات التي ألقاها في معهد الدراسات العربية العالية على طلبة قسم الدراسات الأدبية واللغوية. ونشر مقالات في الصحف والمحلات بتوقيع (ج.ص). ومات في باريس يوم ٩ ذي القعدة، ١٠ تشرين الأول (أكتوبر).

A5,17514 BAIS نهى اللاب والحروف دموس التؤنية شرمي تحد فره على سعدوسس بدلس المنكر عي تحفر axis Sich wer will بخدائي حبث قيا موره جيء والإنباء الأ 2700000 1320. 8/8

جورج صيدح (خطه)

دواوينه الشعرية: النوافل، نبضات قلب، حكاية مغترب، شظايا حزيران، ديوان

وله بالفرنسية: الشعر العربي المعاصر(٤).

(٤) الثقافة (سورية) صقر ١٤٢٧ه ص ٥٥٥ معجم أعلام المورد ص ۲۷۲، القيصل س٢ ع ١ (رجب ١٣٩٨هـ)،

# جورج میخائیل قنصل (۱۳٤٤ - ۱۹۲۱ه = ۱۹۲۰ – ۱۹۸۵م) (تکملة معجم المؤلفين)

# جورج میشیل (۱۳۳۶ - ۱۹۱۱ه؟ = ۱۹۱۰ - ۱۹۹۱م) (تکملة معجم المؤلفین)

# جورج نجيب خليل (١٣٥١ - ١٩٣١هـ؟ = ١٩٣٢ - ٢٠٠١م) شاعر خطّاط.



ولد في قرية عبلين، من الجليل بفلسطين. أكمل دراسته الثانوية بدورة المعلمين الإعداد التربوي بيافا، أحبّ الشعر منذ صغره، رأس نادياً أدبياً وبحلساً محلياً في قريته، وكان خطاطاً، متمسّكاً بالشعر العمودي، ناشطاً في بحالي الصحافة والإذاعة، اشترك في مهرجانات أدبية وألقى عدداً من المحاضرات. وله: ورد وقتاد (شعر)، على الرصيف وله: ورد وقتاد (شعر)، على الرصيف المي في خدمة السلام، سطّر يا قلم، ألحان العربي في خدمة السلام، سطّر يا قلم، ألحان الحنين (شعر)، من على منبر قريتي، أعلام المنابل، دموع لا تجف (شعر). وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

مشاهير الشعراء والأدباء ص ٢٦، وترجمة طويلة له في كتاب: هكذا عرفتهم/ جعفر الخليلي ٩٥/٧ – ١٥٨، ديوان الشعر العربي ٧٧/١، فلسطين في الأدب المهجري ص ٢٦٧، معجم البابطين لشعراء العربية.

(١) موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين ص ١٣٢،

# جورج نجیب غریّب (۱۳۳۹ – ۱۹۲۷ه = ۱۹۲۰ – ۲۰۰۳م) أدیب کاتب.



من بلدة الدامور جنوبي بيروت. نال شهادة الدراسات العليا من معهد الآداب الشرقية بالجامعة اليسوعية، ودرّس الأدب العربي عشرين عاماً في مدرسة راهبات القلبين الأقدسين، وفي الجامعة الوطنية بعالية، وغيرهما.

أصدر مجلس الدامور الثقافي: الدامور في شعر جورج غريّب.

له نحو (١٠٠) كتاب، منها كتب وهبها خلس الدامور الثقافي لينشرها له، ومن عناوين كتبه: أبو نواس، أبو فراس الحمداني، الغزل، شعر اللهو والخمر، الشعر الملحمي، الم الفضل الوليد (إلياس عبدالله طعمة)، شاعرات العرب في الإسلام، لمحات في الأدب العربي، مع سعيد عقل، سعيد عقل سعيد عقل سعيد عقل المغزل الخلاق، قبل على شفاه (شعر)، في هيكل اللبنانية، دراسات أدبية، أناشيد الاستقلال، الحراح (شعر ونش).

# جورج نصر الله رزق (۱۰۰۰ – ۱٤۳۱ه = ۰۰۰ – ۲۰۱۰م) (تکملة معجم المؤلفين)

موسوعة أعلام فلسطين ١٠٨/٢، والصورة من معجم البابطين لشعوء العربية. (٢) بحلة الجيش (لبنان) جون ٢٠٠٦، معجم البابطين

جورج نقولا حبش (۱۳٤٥ – ۱۹۲۹ه = ۱۹۲۱ – ۲۰۰۸م) زعيم تُوري.



ولادته في اللدّ بفلسطين. بعد النكبة التجأ مع عائلته إلى الأردن، حصل على إجازة في الطبّ من الجامعة الأمريكية ببيروت متخصصاً في طبِّ الأطفال، وهناك مارس عمله القومي، فأسَّس كتائب الفداء، ثم ترأس جمعية العروة الوثقي، التي ضمَّت «الثائرين التقدميين». وكانت نواة لمنظمة سرية جديدة دُعيت بالشبيبة العربية، وأصدرت دورية بعنوان: «الانتقام». وفي عام ١٣٧٥ه (٩٥٥م) ترأس المؤتمر الأول لمنظمة الشبيبة العربية، وتقرّر تحويلها إلى حزب سياسي أطلق عليه حركة القوميين العرب، وانتشرت في بلاد الشام وغيرها. وكان له دور في تبنى الثورة الفلسطينية للأفكار الاشتراكية والشيوعية. وفي الأردن أصدر جريدة «الرأى» لكن غلوب باشا عطُّلها. وبعد هزيمة ١٩٦٧م أنشأ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقامت بعمليات كثيرة ضد اليهود داخل فلسطين وخارجها، وتعرُّض للاغتيال أكثر من مرَّة، كما سُجن في الأردن التي كانت له فيها عيادة. وكان عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو التحالف الديمقراطي المواجه لخطِّ ياسر عرفات، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني الفلسطينية. وقد استقال من قيادة الجبهة الشعبية سنة ٢٠٠٠م لأبي على مصطفى، الذي قُتل في السنة التالية. مات

لشعراء العربية.

يوم السبت مساء، ١٧ محرم، ٢٦ كانون الثاني (يناير) في عمّان.

ومماكتب فيه وفي نضاله:

إسرائيل وحرب المياه القادمة: رأي جورج حبش وطلال ناجي/ ظافر بن خضرا.

حكيم الثورة: قصة حياة جورج حبش/ فؤاد مطر.

رجل يهزُّ فرنسا: تفاصيل احتجاز الدكتور جورج حبش/ عمر الغول.

جورج حبش ضمير فلسطين/ مازن يوسف صباغ.

وله مؤلفاته، منها: التجربة النضالية الفلسطينية: حوار شامل مع جورج حبش، الكادحون والثورة الفلسطينية، أزمة الثورة الفلسطينية: الجذور والحل. وصدرت مذكراته بُعيد وفاته باللغة الفرنسية، بعنوان: «الثوار لا يموتون»، وأصلها حوار أجراه معه الصحفى الفرنسي جورج مالبرينو(۱).

جورج هارون جندي (۲۰۰۰ - ۱۴۲۲ه؟ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

جورج يمين = جورج حليم يمين

جورج يوسف رشوان (١٣٢٥ - ١٤١٢هـ = ١٩٠٧ – ١٩٩٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

جورج يوسف سعدو (١٣٦١ - ١٤١٠ه = ١٩٤٢ - ١٩٨٩م) شاعر مدرّس.



ولادته بمدينة القامشلي السورية، حصل على إجازة في اللغة العربية من جامعة بيروت العربية، درَّس في مدرسة الحرية للسريان الأرثوذكس، وعيَّن معلماً للغة العربية في مدارس حكومية، منها إعدادية الحمدانية. وكان شاعراً، ينظم الشعر العمودي الفصيح، منحته نقابة المعلمين وسام أفضل شاعر في محافظة الحسكة. وقد درَّستُ معه في الإعدادية المذكورة سنة ١٤٠٠ه اهم نظم يكن «منضبطاً»، ويطلق نكات بين الأساتذة والطلبة عما يثير تعليقاتهم، وقال لي إن والديه لا يعرفان التكلم بالعربية، بل يتكلمان الكردية.

طبع له: صرخة الحق (ديوان شعر)، قاموس الصديق: سرياني عربي. وله من المخطوط: أنغام الحبّ، ميناء

وله من المخطوط: انغام الحب، ميناء الأبدية، موكب الذكريات، نقمة الاغتراب. ومن أعماله المخطوطة كذلك بالعربية والسريانية: التأملات، براثن العذاب(٢).

من دمشق. نال شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة جورج تاون في واشنطن، أستاذ علوم في الخامعة الأمريكية ببيروت، أستاذ في جامعة دمشق، أجاد عدة لغات، مندوب منظمة اليونسكو، مندوب سورية لدى الأمم المتحدة، عضو المجلس المحلي الأرثوذكسي بدمشق، عضو عمدة مدارس التجهيز الأرثوذكسية في

من كتبه: تاريخ الفلسفة الغربية/ برتراندرسل (ترجمة)، تكوين العقل الحديث/ جون راندال (ترجمة)، الدراسات المستقبلية وتحديات العصر: عرض تحليلي ونقدي (مع سعد حافظ)، دستورية سورية (بالإنجليزية)، ذروة الصراع الفلسفي في الإسلام (بالإنجليزية)، قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي ١٩٤٧ - والصراع العربي الإسرائيلي ١٩٤٧ - مع ترجمة المونادولوجيا ووسائل أخرى، في مع ترجمة المونادولوجيا ووسائل أخرى، في المفهوم القومي، الفكر العربي بين الجمود والانطلاق، المغتربون العرب في أمريكا الشمالية، النفط والعلاقات الدولية ( مع احرين)".

جورج يوسف الهبر (۱۳۶۰ – ۱۹۰۸ه = ۱۹۲۱ – ۱۹۸۸م) (تكملة معجم المؤلفين) جورج يوسف طعمة (١٣٣٩ - ١٤٢٥ = ١٩٢٠ - ٢٠٠٤م) باحث في الفلسفة والشؤون الثقافية.

دمشق.

 <sup>(</sup>۳) عالمنا العربي (لبنان وسورية) ص ٥٩٥، معجم المؤلفين
 (۲) معجم البابطين لشعراء العربية، مع إضافات خاصة.

 <sup>(</sup>١) موسوعة أعلام فلسطين ٢/٢ . ١، دليل الإعلام والأعلام
 ص ٤٢٢) مع إضافات متنوعة.

إحالته إلى التقاعد سنة ١٩٦٣م. وكان

حلال هذه المدة التي قام فيها بالتدريس

يوزع وقته بين باريس والرّباط، ويؤدي عمله

في كلتا المهمتين، فبقى ٣٣ سنة في «معهد

الدراسات العليا المراكشية» في الرباط، و

٣٦سنة في مدرسة اللغات الشرقية الحية

في باريس. وبعد تقاعده واصل التدريس

(بحسب الطلب). وكان يمضى أوقاتًا طويلة

في مراكش متابعاً أبحاثه في اللهجات العامية

المراكشية، فكان اهتمامه الأساسي هو

دراسة اللهجات العربية العامية في مراكش،

وفي الوقت نفسه كان يتقن اللغة البربرية

بلهجاتما المتفرقة في مراكش. كذلك عني

بإسبانيا الإسلامية، خصوصاً باللهجات

العربية المحلية هناك، وأمضى سنوات طويلة

في تحقيق ديوان الزجال الأندلسي الشهير

ابن قزمان، وكان في عزمه أن يجعل من

تحقيقه رسالة للدكتوراه، لكنه لم يحقق عزمه

هذا. وترك بين أوراقه تحقيقاً لمائة وتسعة

وأربعين زجلاً من هذا الديوان، مع ترجمة إلى

الفرنسية وتحليل للأوزان التي استخدمها ابن

قزمان في أزجاله؛ وكذلك دراسة للغة ابن

قزمان ولمحموع إنتاجه. توفي في ٢٤ يناير.

وهذا ثبت بأبحاثه وكتبه: تعليقات تتعلق

باللهجة العربية في شمال منطقة تازه

(بمراكش)، معجم اصطلاحي للغة المراكبية

في النيل، متن إسباني عربي في الحسبة

جورجيت إلياس طيار (تكملة معجم المؤلفين)

جورجيت حنوش

علمى، من أوائل من كتب الرواية في سورية. لها روايتان طبعتا في أثناء حياتما، هما: ذهب بعيداً، عشيقة حبيي<sup>(١)</sup>.

جورجيت خميس سلّوم (at . 4 - 1927 = a127 - 1777) (تكملة معجم المؤلفين)

ولد في مدينة كمباجنول في إقليم الحوار الفرنسية، انتقل إلى باريس ودخل مدرسة اللغات الشرقية الحية، وحصل منها على دبلوم في العربية الفصحى، واللهجات العربية في المشرق، والتركية والفارسية والحبشية والملاوية. ثم انخرط في الجيش. استدعاه الجنرال ليوتيه حاكم مراكش، فعمل أولاً في الجيش الفرنسي المقيم في تازه، وبوجربه، وترمزيت. ثم انتدب ترجماناً مساعداً في مصلحة الاستخبارات، ثم أقام في القاهرة لمدة عامين بصفة باحث في المعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة، ودخل وزارة الخارجية مترجماً. ثم وضع تحت

(١) موسوعة أعلام العلماء والأدباء ٧/٠٤٠.

جورجي أسعد عبدالله (تكملة معجم المؤلفين)

(P371 - 7731a = 1791 - 0117g)

(1371 - 131c = 1711 - PAP14)

من حلب. لم يُذكر لها نشاط اجتماعي أو

جورجيس سرافين كولان (1171 - VP714 = 7PA1 - VVP19) مستشرق فرنسي.

(بالاشتراك مع ليفي بروفنصال)، أخبار أسرة تصرف الحماية الفرنسية في مراكش، فكان مساعداً لرئيس قسم الدراسات الاجتماعية السعديين لمؤلف جهول، تحفة الأحباب: معجم في المادة الطبية المراكشية (بالإشتراك في طنجة، واختار العمل حينئذ في ميدان البحث العلمي، ثم كان مستشارًا أول في مع الطبيب رينو)، وثائق مراكشية تفيد في تاريخ الداء الفرنحي (=الزُّهري)، مختارات شؤون الشرق، وأخيرًا بصفة قنصل عام. مراكشية، الحياة المراكشية (وهو محموع وعيِّن أستاذاً للغة العربية الحديثة، ومديراً للدراسات في «معهد الدراسات العليا من النصوص الأثنوجرافية باللهجة العامية المراكشية» بالرباط. ولما عيِّن وليم مرسيه في المغربية)(٢). الكوليج دي فرانس ٩٢٧ ١م، خلا كرسي اللغة العربية المغربية في مدرسة اللغات الشرقية، فخلفه فيه كولان، وبقى فيه حتى

# جوزف = جوزيف

جوزيف إبراهيم أبو خاطر (+19A9 - 19.7 = A14.9 - 1874)

دېلوماسي وزير.

من زحلة بلبنان. مجاز في الحقوق، سفير ووزير مفوّض في عدة دول أجنبية ومصر، مدير عام وزارة الخارجية والمغتربين، وزير التربية، وزير دولة لشؤون البلديات، مندوب

لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية، عضو محمع طائفة الروم الملكيين الكاثوليك. وكانت له علاقة حميمة بعبدالناصر.

له كتب سياسية، مثل: لقاءات مع جمال عبدالناصر في صميم الأحداث، وجهات نظر، لبنان في عالم الدبلوماسية، المسألة اللبنانية، لبنان والعرب من مؤتمر الطائف إلى قمة فام (<sup>(۱)</sup>.

# جوزيف إبراهيم خوري (+ 177 - 3 + 21 a = 1181 - 3AP19)

شاعر طبيب، عُرف بشاعر الشواطئ، نسبة إلى ديوان له.

ولد في قرية الدوق بقضاء البترون في لبنان، والتحق بمعهد الحكمة في بيروت، ثم بكلية الحقوق والمدرسة الوطنية للغات الشرقية في

<sup>(</sup>٢) موسوعة المستشرقين ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) قرى ومدن لبنان ١٧/٧، ٦٠/٨ (ووردت وفاته في هذا الموضع ٤٠٤هـ، ولعله الصحيح، وذكر أن له دواوين شعى، معجم أسماء الأسر والأشخاص ص ٣٦، دليل الإعلام والأعلام ص ٢٧٤.

جامعة السوربون، ومنها سافر إلى البرازيل ليتخرَّج طبيب أسنان من كلية الطب هناك، ويتعيَّن مراقباً على الصحف والرسائل العربية، وتولَّى فيها رئاسة تحرير جريدتي «بريد الشرق» و «الأخبار»، وأسَّس نادياً باسم الجامعة اللبنانية، وأصدر حريدة باسمه، وشارك في الكتابة لمحلات مهجرية، كما عمل بياريس في التمثيل السينمائي. وزاول مهنة طب الأسنان (٤٧) عامًا.

له خطب ومناظرات ومقالات منشورة، وديوان أزجال مخطوطء وديوانان بالفصحى مخطوطان، بعنوان: على شاطئ الحياة، زهور وأشواك. وطبع له ديوان: شواطئ وريي(١).

جوزيف إسطفان نعمة (A771 - 01314? = +181 - 38814) (تكملة معجم المؤلفين)

جوزيف إسكندر نجيم (0371 - 7,31a = 1771 - 7AP14) إعلامي شاعر.



ولد في قانا من قضاء صور بلبنان. درس الأدب العربي في مدارس لبنان ومعاهده، مدير القسم العربي في إذاعة باريس، مدير لإذاعة المغتربين في وزارة الأنباء. قَدَّم أحاديث أسبوعية في الإذاعة اللبنانية لمدة ست

(١) معجم البابطين لشعراء العربية، قرى ومدن لبنان ٨٧/٦، ديوان الشعر العربي ١/٩٨٥ (وفيه وفاته ١٩٧٩م؟).

سنوات بعنوان: من رماد الجمر، تناولت شعراء العصور العربية المغمورين والمشهورين. نال جائزة الشعر الأولى عام ۱۳۷۳ه.

ودواوينه الشعرية

هي: حسد، تخت، القصيدة الملعونة، مسرحية أبشالوم (نشرت في محلة الحكمة تباعاً).

وصدر له بعد وفاته كتاب: شاعرات العربية/ تحقيق وتقديم فردريك نجيم (وأصله حلقات إذاعية)(٢).

جوزيف باسيلا (ATTI - TISE = AISE - TTPA) (تكملة معجم المؤلفين)

جوزيف جبرايل (2011 - 0721 a = 0771 - 77:74) مخرج ممثل.



من مواليد إهمج في قضاء جبيل بلبنان. دخل في أكثر من جوقة زجلية، ونظم الزجل منذ عام ١٩٥١م، ومثَّل في السينما والمسرح والإذاعة والتلفزيون، أنشأ المسرح الجوال مع

(۲) وترجمته وسنة وفاته من هذا الكتاب، وفي «مدن وقرى لبنان» ۳٤/۹ وردت وفاته ۱۹۸٤م. وصورته من معجم البابطين لشعراء العربية.

فيليب عقيقي، واعتبر من مؤسّسي السينما اللبنانية، ومن مؤسستسى نقابة الممثلين ونقابة الفنيين السينمائيين، وأخرج أعمالاً مسرحية وتلفزيونية وإذاعية، وعمل مديراً للإنتاج في تلفزيون «لبنان والمشرق»، ومخرجاً في تلفزيون « الجديد». توفي يوم ٢٣ محرم، ٢٦ تشرين الثاني.

مضناحيه ارنيخ وارخب

المون غط ا

وخونغاني سأحير كمبير

ياريت برميعه شي فيتل زغير سيعضن الميد السكنغ ، الأن

كتصفة مضقاها ليم لأمشيان العاقد ما بي لأمرأت م نغوا

اللعث نا للمر يكمشك حويان مها حوبت فرم والماري

جوزيف جبرايل (خطه)

له مؤلفات مسرحية وسينمائية وتلفزيونية وإذاعية.

وله كتابان: ثرثرة (شعر)، مرحبا يوه (١).

جوزیف جمل = یوسف بن جرجی جمل

جوزيف جورج نفّاع (1974 - ۱۹۲۷ = ۱۳۹۹ - ۱۳۴۱) (تكملة معجم المؤلفين)

جوزيف خوري = جوزيف إبراهيم خوري

جوزيف رشيد مغبغب (P371 - FF71& = +781 - FVP14)

برلماني حزبي.

من عين زَحلْتا في قضاء الشوف بلبنان. نائب، صاحب مكتب محاماة، أمين عام حزب الأحرار (1).

(٣) موقع قناة المنار، ٢٠١٢/١١/٣٧م، الكلمة أون لاين (بالتاريخ السابق)، الالكترونية الفنية ٢٩/١١/٢٩م. (٤) قرى ومدن لبنان ١٧٧/٨. وهو غير (جوزيف مغبغب) الذي اغتيل في الشوف سنة ١٩٥٩م.

جوزيف سعيد جحا (١٣٣٣ - ١٩١٨ه؟ = ١٩١٤ - ١٩٩٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

**جوزیف سماحة** (۱۳۲۹ - ۱۹۲۸ه = ۱۹۶۹ - ۲۰۰۷م) صحفی شیوعی.



من ابنان. حصل على الماجستير في الفلسفة من الجامعة اللبنانية. شغف بالقراءة، وتعرّف على تيارات فكرية عديدة، وانتسب إلى منظمة العمل الشيوعي، ثم تفرّغ للعمل الصحفي في أواخر السبعينات الميلادية، وبدأ صحافياً في جريدة السفير، وشارك في إصدار صحيفة الوطن، الناطقة باسم الحركة الوطنية خلال الحرب الأهلية، ثم انتقل إلى الدن، في جريدة الحياة، والسفير، وكان أحد لندن، في جريدة الحياة، والسفير، وكان أحد مؤسسي الأحيرة، كما شارك في تأسيس محيفة «الأعبار» وتولى رئاسة تحريرها. فهب إلى لندن معزياً فمات هناك، يوم ٧ صفر، ٢٥ شباط (فبراير).

وله كتب، منها: سلام عابر، دراسات في الفاشية وليام رايخ وآخرون (ترجمة)، مهمات في بغداد أو الحرب التي كان يمكن ألا تقع يفنيني بريماكوف (ترجمة)(١١).

جوزیف شادر (۱۳۲۰ - ۱۳۹۷ه = ۱۹۰۷ - ۱۹۷۷م) اقتصادی حزبی.

(١) الحياة ع ١٦٠٣٣ (٨/٢/٨٢٤١هـ).

ولد في بيروت، نال شهادة الحقوق من جامعة القديس يوسف، ومارس المحاماة. رافق السياسة اللبنانية منذ ما قبل الاستقلال، وشغل مناصب وزارية، وكان خبيراً في الشؤون الاقتصادية والمالية، ونائب الدائرة الأولى في بيروت عن طائفة الأرمن الكاثوليك. من أبرز مؤسسي حزب الكتائب، وانتخب نائباً لرئيسه، وظل كذلك حتى نحاية حياته. توفي فحر ٢٨ آذار (مارس).

وضع دراسات حول الميزانية والضرائب في لجلة في مجلة ACTION الصادرة عن حزب الكتائب بالفرنسية.

ومن مؤلفاته: وضع الدولة المالي نهاية سنة ١٩٦٠م، برنامج حزب الكتائب اللبنانية للعشر السنوات القادمة، مدخل إلى الاشتراكية والشيوعية والليرالية والنظام الاقتصادي الأصلح للبنان، مالية لبنان: الموازنة والخزينة(٢).

جوزیف شلحت = یوسف باسیل شلحت

جوزیف طرابلسی (۱۳۳۰ – ۱۹۱۲ه = ۱۹۱۲ – ۲۰۰۲م) شاه



من مواليد مدينة حمص. سافر مع والده إلى مصر للعمل، فدخل مدرسة الفنون الجميلة، وأتقن فنَّ الرسم، ورسم صورة خاصة لرئيس

 (۲) المحتمع ع ۳٤٤ (۱۲/۱۹۷/۱۹) ص ۴۶۰ موسوعة شخصيات أرمنية ص ۳۰۶.

حزب الوفد مصطفى النحاس، وعندما رآها الملك فاروق أعجبته وطلب منه العمل في القصر الملكي، وبعد الإطاحة به اتجه إلى البرازيل، وفاز بمسابقة تزيين جدران الكاتدرائية الأرثوذكسية في سان باولو، وأعاد لها الطابع البيزنطي، وصارت مكانًا للسياحة، وتابع أعماله الفنية، واقتنيت مجموعات له في دول عربية وأجنبية عديدة، ونال (٤٢) وسامًا من أنحاء العالم.

أصدر مجلس مدينة حمص كتيبًا تذكاريًا عنه بعنوان: جوزيف طرابلسي ١٩١٢ - ٢٠٠٢م: حضور الغياب، مع أعمال فنية اهراً).

# جوزیف طنُّوس جعجع (۲۰۰۰ - ۲۲۲۲ه ؛ = ۰۰۰ - ۲۰۰۱م)

من مدينة بشرّي في لبنان. رئيس جمعية المصارف في لبنان، رئيس اتحاد المصارف العربية، رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك جعجع (٤٠).

جوزيف طوبيّا الهاشم (۱۳۳۷ - ۱۴۱۷هـ؟ = ۱۹۱۸ - ۱۹۹۹م) تربوي أديب.

أسرته من «جاج» التابعة لقضاء جبيل في لبنان، وولد هو في الأرجنتين، أعدَّ أطروحة دكتوراه في الأدب العربي، علَّم في عدد من المدارس، رئيس لجنة اللغة العربية لامتحانات الدخول والترقية في الهندسة والأمن العام وغيرهما، رئيس جمعية أهل الفكر، رئيس بلدية حاج لأكثر من ربع قرن، رئيس المجلس المثقافي بمدينة حبيل.

له نحو (٣٠) مؤلفاً في الحضارة والأدب

(٣) من موقع قصة مدينة حمص (٣٣٤هـ).

(٤) قرى ومدد لبناد ٢٦/٢.

والفلسفة والآداب العربية وفقاً للمنهج الرسمي في الصفوف التكميلية والثانوية . ووقفت على كتاب له جوزيف الهاشم» بعنوان: سليمان البستاني والإلياذة، وذكر لنفسه في آخره: ذكرى سليمان البستاني، أبو الطيب المتنبي: دراسة ونصوص، وأن له تحت الطبع: أبو نواس، فن الغزل(۱).

# جوزیف عبود کبة (۱۳٤٦ – ۱۳۳۰ه = ۱۹۲۷ – ۲۰۰۹م) تربوي منهنجي.



من مواليد مدينة حلب. حصل على إجازة في التربية والتعليم من جامعة السوربون بباريس، ودبلوم في التوجيه، ودرّس في معهد إعداد المدرّسين بحلب، وفي ثانوياتها، ثم كان مديراً للثانوية السورية، ومعهد الأخوّة، وأستاذاً في كلية التجارة بجامعة حلب، ومات في ١٦ عجم، ١٢ كانون الثاني.

وله مؤلفات، منها: تألقي جمالاً وشباباً، دليل الأسرة الطبي، سلسلة عباقرة العلم، أسس التربية وعلم النفس (مع يمن الأعسر وأحمد رستم وأنطون رحمة، ٢ج)، محاضرات في علم النفس التجاري، المدرسة الابتدائية، الوسائل المعينة، المحتمع وخدمة البيئة، مناهج التربية (ترجمة)(٢).

# جوزیف کلاس (۱۳۴۰ - ۱۹۳۱ ه = ۱۹۲۱ - ۲۰۱۱م) طبیب أدیب.

ولد في مدينة حماة السورية، نال شهادة الدكتوراه في الطبّ من جامعة باريس متخصصًا في أمراض القلب، عاد والتحق بالقوات المسلحة ممارسًا فيها مهنته، واهتمًّ بالعلم والأدب، وألقى محاضرات في أوروبا وأمريكا، وشارك في مؤتمرات، توفي يوم الخميس ١٨ شوال، ١٦ سبتمبر.

مؤلفاته: سيرة الطبّ في الحضارة القديمة، القلب بين الطبيب والأديب، أناشيد من الفردوس المفقود، أعلام الفكر الأندلسي، الحياة السياسية في العصور العربية القديمة، دمشة الفحاء (٣).

جوزيف لطيف صباغ (١٣٣٨ - ١٤١٩هـ = ١٩٩٩ - ١٩٩٨) (تكملة معجم المؤلفين)

# جوزيف ماري ليوشيوني (١٣١٥ - ١٤٠٤هـ = ١٨٩٧ – ١٩٨٤م)

إداري.

من مواليد جزيرة كورسيكا بفرنسا. عاش في المغرب زهاء نصف قرن، تنقّل خلالها بين وظائف عالية، جلّها مرتبط بمجال الوقف. وقد حصل على إجازة من مركز الدراسات القانونية بالرباط، وبعدها حصل على المكتوراه في الحقوق، عُيِّن بداية في التشريفات، ثم كان رئيسًا لمصلحة الأحباس (عام ١٣٦١هـ)، ثم مراقبًا عامًا لها. وبعد عودة الملك محمد الخامس من المنفى عيِّن مديرًا للتشريفات، ثم مستشارًا مكلفًا مليرًا للتشريفات، ثم مستشارًا مكلفًا بالإشراف على تسيير جميع المصالح التابعة للديوان الملكي (؟) حتى سنة ١٣٨٧هـ للديوان الملكي (؟) حتى سنة ١٣٨٧هـ

(۳) موقع ومضات دمشقیة ۲۸ یونیو ۲۰۱۱م، موقع دمشقی ۲۰۱۱/۲۲۲م.

الثاني الرجوع إلى بلده.

له كتاب ترجمته نجيبة أغرّابي إلى العربية عنوانه: المؤسّسات الحبسية في المغرب من النشأة إلى سنة ١٩٥٦م.

وله كتابات ومقالات ومحاضرات وبعض الكتب، وكلها بالفرنسية (٤).



**جوزیف مغیزل** (۱۳۴۳ – ۱۹۱۵ه = ۱۹۲۴ – ۱۹۹۰م) سیاسی حزیی، حقوقی کاتب.



ولد في تبنين بجنوب لبنان، درس الآداب الفرنسية، ونال إجازة في الحقوق الفرنسية، مرب الكتائب، وتقلّب في مناصب عدة منها: رئيس مصلحة الطلاب، ورئيس مصلحة الطلاب، السياسي. أنشأ حركة التقدم الوطني مع النائب مانويل يونس وآخرين بين ١٩٥٠ أسس الحزب الله ١٩٧٠م. وفي عام ١٩٧٠ أسس الحزب الله «جبهة لبنان الواحد». رأس الجمعية

(٤) من مقدمة الكتاب المذكور.

 <sup>(</sup>١) معجم أسماء الأسر والأشخاص ص ٩٣٥، قرى ومدن
 لبنان ١١٣/٤٠٠

 <sup>(</sup>٢) مجلة الضاد (آذار ٢٠٠٩م) ص ٤٠، معجم المؤلفين
 السوريين ص ٤٣٣٠.

اللبنانية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها عام ١٤٠٥هـ (١٩٨٥م)، ثم انتخب نائباً عن المقعد الكاثوليكي في بيروت على الائحة الرئيس سليم الحص. وأسَّس اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان عام ١٩٩٤. عيِّن وزيراً للبيئة في حكومة رفيق الحريري، ولم يبق في منصبه سوى خمسة أيام، حيث غيّبه الموت يوم الاثنين صباحاً ٣٠ ذي الحجة، الموافق

والقانون(١).

جوزيف الموصلي = يوسف الموصلي

جوزيف نجيم = جوزيف إسكندر نجيم

 $(*** - \text{pat } \forall f \exists f a? = *** - \text{pat } \forall f f f f?)$ مؤرخ.

من مصر، حصل على الدكتوراه في التاريخ والآثار من جامعة الإسكندرية عام ١٣٧٤هـ

۲۹ أيار (مايو).

له مقالات قانونية وسياسية وأدبية كثيرة منشورة في محلات وصحف لبنانية وعربية وأجنبية باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية. وله كتب عديدة في مجالات اختصاصه، هي: تشريع السجون في لبنان، دراسات في مفاهيم الحريات، لبنان والقضية العربية، ضدًّ الطائفية، تشريع السرية المصرفية في لبنان، حماية الملكية الأدبية والفنية، المقاطعة العربية في القانون الدولي، حقوق الإنسان في لبنان (بالاشتراك مع عبدالله لحود)، من نتائج العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، العروبة والعلمانية، الثقافة والوطنية في لبنان على خطّ المواجهة، دولة المؤسّسات

جوزيف ميشال الشامي (7371 - VP71a = V7P1 - VVP14)(تكملة معجم المؤلفين)

جوزيف نسيم يوسف

(١) الحياة ع ٢٨٧٦ (١/١/٢١٤١٥).

(١٩٥٤م)، ثم كان أستاذ تاريخ العصور الوسطى في الحامعة نفسها، وتخرَّج عليه حيل من الباحثين.

له بحوث متكاملة في تاريخ الحروب الصليبية أصدرها في هيئة كتب مستقلة، منها: الإسلام والمسيحية وصراع القوى بينهما في العصور الوسطى، تاريخ الدولة البيزنطية ٢٨٤ -١٤٥٣م، تاريخ العصور الوسطى الأوروبية وحضارتما، دراسات في تاريخ العصور الوسطى، دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، العدوان الصليبي على بلاد الشام: هزيمة لويس التاسع في الأرض المقدسة، العدوان الصليبي على مصر: هزيمة لويس التاسع في المنصورة وفارسكو، العرب والروم واللاتين في الحروب الصليبية الأولى، الفهارس التحليلية لمخطوطات طور سينا العربية: فهارس كاملة مع دراسة تحليلية للمخطوطات العربية بدير القديسة كاترينة بطور سينا/ عزيز سوريال عطية (ترجمة)، نشأة الجامعات في العصور الوسطى، الوحدة وحركات اليقظة العربية إبان العدوان الصليبي. وله كتب غير ما ذكر

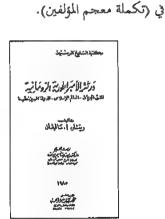

جوزيف نقولا شحود (3071 - 1731a = 1771 - 11 · 74) فيزيائي.

ولادته في مدينة صافيتا بسورية. حصل على الدكتوراه في الفيزياء النظرية من جامعة

بولونيا بإيطاليا. ترأس قسم الفيزياء النظرية، وأسهم في مؤتمرات الأسبوع العربي للعلوم في حلب ودمشق، كما أسهم في تأسيس وكالة الطاقة الذرية بسورية، وفي بعثة الأمم المتحدة للتطوير في جامعة تشرين، وقاد ورشات عمل، وكرَّس نفسه للأبحاث العلمية، وتحمّل مسؤولية اتفاقيات التعاون بين الجامعات الإيطالية والجامعات السورية، وكان مسؤولًا عن إفريقيا والشرق الأوسط في محور البيئة والطاقة، وعضو اللجنة المركزية في اتحاد العلماء العالمي. توفي يوم الجمعة ٣٠ محرم، ١٥ كانون الثاني في بولونيا.

له العديد من الكتب في مجال أسس الفيزياء الكمية(٢).

جول روي  $(FYYI - IYIIA? = A \cdot PI - \cdot \cdot \cdot Y_A)$ (تكملة معجم المؤلفين)

جولييت المير سعادة ( . . . - TPY ! a = . . . - TVP ! a) (تكملة معجم المؤلفين)

جون باغوت غلوب (0171 - 5.21& = VPA1 - FAP19) قائد عسكري.



 (٢) موقع غيث العبدالله للتراث والفنون - السقيبية ٢٠١٠/١/١، ولعل مؤلفاته بالإنجليزية!

ولد في برستون بإنجلترا، والده كان برتبة لواء في سلاح الهندسة الملكية. تخرَّج في الأكاديمية الملكية العسكرية في وولويتش ملازماً أول في سلاح الهندسة مثل والده. عاش في الخنادق مع رفاقه الإنجليز أثناء الحرب العالمية الأولى، ومع بحنديه من البدو في فرقة الحجانة بالعراق، وفي صفوف الجيش الأردني والفيلق العربي، أولها كضايط، ولاحقاً قائداً للفيلق، حيث نظم الشرطة العراقية أولاً، ثم انتقل إلى الأردن ليكوّن دورية الفيلق الغربي الصحراوية. وكان عمن مهّد لاحتلال الإنجليز العراق، حيث عين ضابط مخابرات للعمل بين القبائل التي تقطن على طول الحدود الجنوبية، تعلم لغة عرب الصحراء وعاداتهم. وحفظ «النظام» في الأردن من «المغيرين » عليها، وتشكل من هذا الفيلق جيش سحق حكومة رشيد عالى الكيلاني في العراق، ثم استُخدم لحراسة مواقع وقواعد وحاميات استراتيجية في الشرق من قبل القيادة البريطانية، وقاد الفيلق لاحتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتحت ضغط الحكومات العربية طرده الملك حسين عام ١٣٧٦ه (١٩٥٦م) إلى إنجلترا، فتقاعد وتفرغ للكتابة.

ومما كتب فيه: آخر الباشوات: غلوب باشا: فلسطين واليهود/ ييني موريس؛ ترجمة فؤاد سروجي.

من أهم مؤلفاته مذكراته، التي ربما ترجمت بأكثر من عنوان: مذكرات غلوب باشا (ترجمة وتعليق سليم طه التكريتي)، جندي غية من الجامعيين)، مذكرات غلوب باشا: غية من الجامعيين)، مذكرات غلوب باشا: حياتي في المشرق العربي (ترجمة عبدالرحمن الشيخ). وله أيضًا: حرب الصحراء: غارات الإحوان الوهابيين على العراق (ترجمة صادق الركابي) امبراطورية العرب (تعريب وتعليق خيري حماد)، الفتوحات العربية الكبرى زيرب وتعليق خيري حماد)، الفتوحات العربية الكبرى (تعريب وتعليق خيري حماد)، وله مؤلف في

الرسول صلى الله عليه وسلم، لعله ببعض العناوين السابقة (١١).

جون جیرهارت (۲۰۰۰ – ۱٤۲٤ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۳م) (تکملة معجم المؤلفین)

**جون قرنق** (۱۳۹۶ – ۱۴۲۱ ه = ۱۹۶۴ – ۲۰۰۰م) قائد متمرد.

وقد تلفظ نسبته «جارانج».

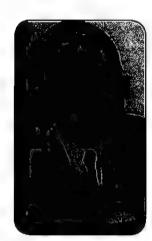

ينحدر من فرع منطقة بور في قبيلة الدينكا، وقضى طفولته بقرية ونقلي التي ولد فيها بجنوب السودان، ودرس مراحل تعليمه الأولي والأوسط بإقليم بحر الغزال، والثانوي بفكا، ونُقي إلى تنزانيا في عام ١٣٨٤هـ وفي العام التالي سافر إلى الولايات المتحدة ودرس الاقتصاد بكلية غرينل بولاية ايوا، وعاد منها ليعمل في حامعة دار السلام بتنزانيا، وفي هذه الأثناء انضم إلى العليا وفق الفرصة التي هيأتما له جامعة داسته العليا وفق الفرصة التي هيأتما له جامعة بيركلي بولاية كاليفورنيا. وبعد توقيع اتفاقية أديس أبابا عام ١٩٧٢م تم استيعابه في

الجيش السودائي برتبة نقيب، ثم عاد بعد عامين إلى أمريكا ليدرس العلوم العسكرية مدة عام، وعاد إلى السودان في عام ١٩٧٥م وقد أصبح محاضراً بكلية العلوم العسكرية في الخرطوم، ثم أصبح قائداً للكتيبة ١٠٥ (الكتيبة التي بدأت التمرد)، بمدينة بور بجنوب السودان، وفي نماية عام ١٩٧٧ حصل على منحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية هيأت له الحصول على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة أيوا، ثم الدكتوراه من الجامعة نفسها. بعد عودته إلى السودان عمل مستشاراً عسكرياً للتخطيط الزراعي بالقيادة العامة للجيش السوداتي، ثم أصبح نائباً لمدير الأبحاث العسكرية بالقيادة نفسها، إضافة إلى عمله محاضرًا في الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة في جامعة الخرطوم. ولما أعلن النميري تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان كله عام ٢٠٤ه (١٩٨٣م)، أعلن التمرد، وتزعم «الحركة الشعبية»، وقاتل الجيش السوداني على فترات حكم متعددة لمدة تزيد على (٢١) عاماً، وكان يمول جيش الجنوب من الخارج، مع تغطية سياسية وإعلامية خارجية كذلك. وقد سقط العديد من الشهداء في الحرب ضده، ولما رأى عزم الشعب والحكومة أكيدا وقويا لمنع انفصاله، وافق على خطة سلام، التي أعلنت يوم الأحد ٩ كانون الثاني (يناير)، وعيِّن هو نائباً لرئيس السودان، وقتل بعد (٢١) يوماً من تسلمه هذا المنصب، حيث تحطمت طائرة مروحية كانت تقله لدى عودته من العاصمة الأوغندية يوم السبت ٢٤ جمادي الآخرة، آخر شهر تموز (يوليو). وثما كتب فيه:

- رسائل تاريخية بين الصادق المهدي والدكتور جون قرنق.

 جون قرنق: رؤيته للسودان الجديد/ تحرير وتقديم المواثق كمير (١٦).

(۲) العالم الإسلامي ع ۱۷۱۰ (٤/٧/٢٢٤١٥)،

(١) وترجمته منه، ومن الموسوعة العربية العالمية ١١/٨.

ولد في الشيشان، تم تجهيزه مع الكثير من

الشيشان إلى «كازاخستان»، بأمر من

ستالين، وفي عام ١٣٧٧هـ (١٩٥٧م) ألغى خروتشوف الذي استلم الحكم بعد ستالين إجراءات ستالين وسمح للشيشان بالعودة إلى بلادهم، أنهى دراسته الجامعية في جامعة (فيلاديقفقاس)، وبعد ذلك التحق بالكلية الحربية، وتخرج طياراً حربياً. رقى إلى رتبة جنرال في الجيش الروسي، وتسلّم قيادة أسراب الطيران المسلح بالأسلحة

النووية، كما تسلم إدارة الاستخبارات

العسكرية في إستونيا. وفي عام ١٩٩١م

رفض مهاجمة برلمان ومحطة البث التلفزيوني

في إستونيا، حيث قدَّم استقالته من

الجيش السوفيتي وتفرغ للعمل السياسي في

بلاده. بعد تفكك الاتحاد السوفيتي أعلن

استقلال بلاده (الشيشان) عن روسيا في

عام ١٤١١ه (١٩٩١م)، وانتخب رئيساً

لجمهورية الشيشان، قاد القتال ضد موسكو

بعد هجوم القوات الروسية على الشيشان في

أواخر عام ١٩٩٤م. وقد قتل من الشيشان

بعد الهجوم حتى مقتله (٣٠) ألف شهيد.

وعندما يئس الروس من اغتياله لجؤوا إلى

الحيلة، وطلبت منه بعض الأطراف الخروج

لاستخدام الهاتف، فضرب بالصواريخ بعد

تحديد مكانه عبر الهاتف الذي استعمله،

وكان آنذاك في قرية «جاكهي - تشو»

(أو جيجني تشو) على بعد ٣٠ كم جنوب

غرب غروزني، في ٢١ نيسان. وأصبح رمزاً إسلامياً، ليس عند الشيشان فحسب، بل في كل أنحاء العالم الإسلامي، تتضاءل

أمامه الزعامات التي جاءت عبر أكاذيب

الديمقراطية، وأعلن بطلاً للقوقاز من قبل

برلمان جورجيا، وبويع من بعده سليمان خان ياندرباييف زعيماً جديداً. ورثاه بعض شعراء

# جون موبرلي (۱۳٤٤ – ۱۹۲۵ه = ۱۹۲۵ – ۲۰۰۶م) مخبر ودبلوماسي إنحليزي.



تخرَّج في البحرية الملكية البريطانية، استقرَّ في قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية، عمل ضابطاً سياسياً في الكويت، ومندوباً سياسياً في الدوحة، اختير مديراً لمركز الشرق الأوسط للدراسات العربية في شملان قرب بيروت، وتتلمذ عليه ضباط ورجال أعمال، وحاصة في محال الاستخبارات في الشرق، سفير في الأردن، وكيل عام مساعد لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية، سفير في بغداد، بعد تقاعده دافع عن العرب في لندن (؟)، شغل منصباً في المعهد الملكي للشؤون الدولية، رئيس المركز البريطاني- العربي في لندن، رئيس المعونة الطبية إلى الفلسطينيين، مستشار لقصر لامبيت المقر الرسمي لكبير أساقفة كانتربري في الشؤون الإسلامية والشرق أوسطية، زار بلداناً عربية عدة الأجل توثيق العلاقات بينها وبين بلده(١).



ولد في بازل شمال غرب سويسرا. عمل في الزراعة بكندا، ثم توجه إلى العراق وشارك في بناء طريق بغداد، وتعرَّف هناك على اللغة العربية وعادات العرب. عاد إلى سويسرا وعمل مصورًا للعديد من المطبوعات، كما عمل مهندسًا معماريًا في كولومبيا وغيرها، وحلَّ في الكويت عام ١٣٧٧ه (١٩٥٧م) وعمل في شركات كويتية وأمريكية، ثم عمل في السعودية.

صدرت له كتب، منها كتابه الأشهر: مدن بيضاء وخيام سوداء.

وتُرجم كتاب له إلى العربية بعنوان: كاديلاك وكوكاكولا: يوميات مهندس سويسري في الكويت(٢).

(3777 - V131& = 3391 - TPP19) زعيم وقيادي إسلامي، رئيس جمهورية الشيشان.



(٢) ومنه ترجمته.

جوهر موسايفيتش دوداييف

الأهرام ع ٢٣٣٩ (٨٦/٦/٢٦٤١ه)، وع ١٣٣٤٥

*جون هنري مي*لر

(PYYI - II314? = IIPI - IPPI4)

مهندس معماري.

(\$\V\r7314). (١) من مقال للسير سيريل تاونسند في جريدة الحياة -24 - 1/3 - 17-

عاش للشعب شامخاً وعزيزاً لا يخاف اللهيب لكن يُخيفُ

الإسلام، فكان مما قاله جابر قميحة:

في لقاء العدو صعبٌ عنيفُ

كان في شدة الجليد لهيباً

يستوي عنده شتاة رهيب

مرة في الجنوب بعد شمال

يرحل القائد المهول وتبقى

وهـو في جنده رحيةً عطوفُ

ساعر الجمر بالأعادي يُطيفُ

وربيغ وصيفها والخريف

ثم في الشرق ناره والسيوف

جي مارتيني = کي مارتيني

جيرالد دي غوري (\*\*\* - 3 \* 3 / 4 = \* \* \* - 3 / 7 / 4) دبلوماسي وكاتب بريطاني.

عمل في العراق والسعودية والكويت، وكان الملحق العسكري في السفارة البريطانية ببغداد.

له مؤلفات في الدول العربية، منها: حكام مكة (ترجمة محمد على سويد)، رحلة عربية، ثلاثة ملوك في بغداد (ترجمة فهمي شمّا)، فيصل ملك السعودية، مراجع لقبيلة عنزة (٣).

جيرن إبراهيم أنجل سه  $(\Gamma \Upsilon \Upsilon \Gamma - V P \Upsilon \Gamma A = V \Gamma P \Gamma - \Gamma V P \Gamma_4)$ (تكملة معجم المؤلفين)

جيرنو ببكر دومق (+ 771 - F+31a = 7+21 - 0A21a) (تكملة معجم المؤلفين)

(٢) دليل أعضاء هيئة التدريس السعوديين ونتاجهم العلمي/ جامعة أم القرى، ١٤١٦هـ ص ٣٧٢، عكاظ -212Y0/Y/V

(٣) صورته من موقع (تاريخ الكويت).

وذكر له تحت الطبع: أزمة القيادة العربوية،

الأنماط العقلانية الإدارية(٢).

أمة كل من بحا دودييف (١)

جويبر بن ماطر الثبيتي (0711 - 0731R = 00P1 - 3 + + Ya) إداري تربوي إسلامي.



من السعودية. حصل على الدكتوراه في التخطيط التربوي من جامعة كاليفورنيا. أستاذ الإدارة التربوية والتخطيط في كلية التربية بجامعة أم القرى في مكة المكرمة، وأشرف فيها على رسائل علمية عديدة. مات في شهر صفر،

له: الاتحاه العقلاني وآلية التخطيط التربوي والبحث العلمي: دراسة نقدية تحليلية، الأساليب الكمية للدراسات المستقبلية في التعليم العالى (مع محمد الوذيناني)، أفواف وأصداف (ديوان شعر).

(١) صراعات القرن العشرين ص ٤٠١، الجتمع ع ١١٩٨ ص ۱۸، وع ۱۹۹۹ص ۳۶، ۵۷ وع ۱۲۰۲ ص ٥٠ ٧٥، وع ١٢٠٤ ص ٤، وع ١٢١٨ ص ١٧، الشيشانيون الأردنيون/ راتب محمود البشايرة ص ٤٨ (الهامش)، الموسوعة العربية الميسرة ١١/٩ء.

جيرنوت روتر ( · 171 - 1731 = 1381 - 177 ) مستشرق ألماني.



ولادته في مدينة أوبافا، المعروفة باللغة الألمانية باسم تروباو، الواقعة في منطقة سيليزيا. درس اللغة العربية ومادة الإسلام في جامعة بون وتوبنغين، والتاريخ الإسلامي، وخاصة حقبة بني أمية. استظهر القرآن الكريم، ونال درجة الدكتوراة عام ١٩٦٧ وكانت بعنوان «وضع الزنوج في المحتمع العربي الإسلامي»، ودرس فيما بعد تاريخ جزر القمر. شغل رئاسة معهد جوته للغة والأدب الألماني في بيروت ودمشق (١٥) عاماً، وكان أحد شهود مذبحة صبرا وشاتيلا التي تمت على يد الكيان الصهيوني وحزب الكتائب اللبناني، وأَلقى القبض عليه مع زوجته، وبذل وزير الخارجية الألماني جهودا مضنية للإفراج عنه، وتبنى طفلين من المخيم قتل والدهما أمام عينيه. وبعد عودته إلى ألمانيا انضمَّ إلى حركة السلام، وعمل أستاذًا للدراسات الشرقية المعاصرة في هامبورغ، ونائبًا عن حزب الخضر، وكان يقف أكثر إلى جانب المسلمين. ولم يعتنق الإسلام، إلا أنه كان يقول عن نفسه بأنه نصف مسلم! و ما كان يحب الحركات الإسلامية، إلا أنه كان ينظر إلى حركة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وجماعة الإخوان المسلمين نظرة إكبار، وينظر إلى الأحزاب القومية مثل حزب البعث والقومى السوري نظرة ازدراء كنظرته إلى النازية الألمانية والعنصرية الأوربية. وكان

نشيطاً، شارك في ندوات ومؤتمرات حول الإسلام والسياسة ومقارنة الإسلام بالأديان الأخرى، وتحول في أواخر حياته إلى كتابة التاريخ المحلى الألمانيا. ومات في مدينة ستاديه القريبة من هامبورج يوم الأربعاء ٢٧ جمادي الآخرة، ٩ يونيه.

ترجم معاني القرآن الكريم إلى اللغة الألمانية، ووضع كتباً عن الإسلام، منها سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وترجم سيرة ابن إسحاق إلى الألمانية، السيف الصارم على خبراء الإسلام، المحتالون على الله (ويعني الذين يدَّعون بأنهم خبراء في الإسلام وفي منطقة الشرق والدين الإسلامي من الغربيين)، صورة الإسلام في التراث الغربي: دراسات ألمانية (مع آخرين، ترجمة ثابت عيد) (١).

## جيرهارد هوب = غرهرد هب

# جيرو أوريتا (7371 - P731a = 3771 - A . . Ya)

خبير دولي ومستشرق ياباني. ولد في أوريتا باليابان، وأوفد عام ١٣٨٤هـ (١٩٦٤م) من قبل الحكومة للعمل في سورية، فكان مستشاراً لمركز أمراض الدواجن في دمشق، الذي أنشئ بمساعدة وكالة جايكا، وأسهم في وضع نظام صحى صارم للحيوانات عندما انتقل إلى العيادة البيطرية بجامعة حلب، كما أسهم في برنامج التنقيب عن الآثار وترميم المواقع التاريخية في سورية، التي أنحزت بمشاركة خبراء يابانيين في عدة مواقع، وحاز على جائزة التبادل الثقافي الآسيوي الإفريقي، ووسام الشمس المشرقة، الذي تمنحه الحكومة اليابانية للعلماء اليابانيين العاملين ما وراء البحار، (١) مما كتبه محمد هيشم عياش في موقع رابطة أدباء الشام

۲۰۱۰/۲/۲۷م، موقع قنطرة ۲۲/۲/۱۰۲۰م.

وهو الوسام الأعلى فيها، ومات في أواخر الإسلامي، والمدرسة الخلدونية. توفي يوم ١٦ السنة الميلادية(٢).

> جيروم غيث (PYYI - APYIA = IIPI - AYPIA)(تكملة معجم المؤلفين)

الجيلالي بن امحمد بن الميلود الفارسي (۱۳۲۷ - ۱۹۱۶ه؟ = ۱۹۰۹ - ۱۹۹۶م) عالم بحاهد.



ولادته في قرية الشرفة بأولاد فارس في ولاية الأصنام (الشلف حاليًا) بالجزائر، طلب العلم، والتحق بالشيخ ابن باديس في قسنطينة، ودرس عنده التفسير وغيره، وصار معينًا له في التدريس، كما قرأ على عدة مشايخ بالزينونة في تونس، ورجع لينشط في الدعوة والتعليم، وكان ممن شارك في تأسيس جمعية علماء المسلمين، ودرَّس، وأقبل عليه الناس، واعتُقل وأرهب وعُذَّب أثناء الاحتلال، ثم وضع تحت الإقامة الجبرية حتى الاستقلال، وكان يدرِّس الناس من أمهات الكتب حتى وهو في السجون، وبعد الاستقلال تولَّى الإشراف على قطاع الشؤون الدينية بولاية الشلف، وقدَّم دروسًا في المسجد الكبير. ومن أعماله الباقية المعهد

(٢) جريدة الجماهير ١٨/١٢/١٨. ٢م.

محرم، ۲٦ حزيران(١١).

جيلالي بن قدُّور اليابس (ATTI - TIZIA = AZPI - TPPIA) (تكملة معجم المؤلفين)

الجيلاني بن الحاج يحيى (A371 - 1721a = P7P1 - +1+74) كاتب محقِّق.

ولد في جزيرة جربة بتونس. حمل شهادة العلوم العملية والتحصيل من جامع الزيتونة، وشهادة في فنِّ المكتبات من جنيف، وأسِّس مع زملاء له «نادي القلم»، وعمل مفتشاً تربويا، ومديراً لإدارة المكتبات بوزارة الشؤون الثقافية، ونشر الثقافة المكتبية وإدارتما في كافة المناطق، كما عمل في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وانتقل إلى وزارة الثقافة ليكون مستشاراً لوزيرها، كما أسهم في جمعيات ثقافية وتردُّد إليها، وكتب في التاريخ والتراث والمعاجم، وحقَّق كتباً عديدة، وكتب مقالات متفرقة في الصحف. توفي بتونس يوم الإثنين ١٣ جمادي الأولى، ۲٦ أبريل (نيسان).

تصانيفه وتحقيقاته: القاموس الجديد للطلاب (مع الحسن البليش وعلى بن هادية)، القاموس المدرسي (مع السابقين)، القاموس الألفبائي (مع السابقين)، الطاهر الحداد (مع محمد المرزوقي)، شيخ الصحافة البشير الفورق، الصحافي المناضل سليمان الجادوي، الكاتب الاجتماعي التجابي بن سالم من خلال آثاره، الزعيم المناضل صالح بن يوسف، خريدة القصر وجريدة العصر للعماد الأصفهاني رتحقيق قسم شعراء (المغرب والأندلس، بالاشتراك مع

(٣) منتديات الجلفة (٣٣٤ هـ)

محمد العروسي المطوي ومحمد المرزوقي وآذر نوش)، أبو الحسن على الحصري: دراسة متبوعة بآثاره (مع محمد المرزوقي)، قصيدة يا ليل الصبّ، ومعارضاتها ( مع المرزوقي، تاريخ جامع الزيتونة للحشائشي (تحقيق)، المعشّرات من شعر على الحصري ( مع المرزوقي)، العادات والتقاليد التونسية للحشائشي (تحقيق)، وغيرها المذكورة في رتكملة معجم المؤلفين) (1).



الجيلاني فرج الملهوف (١٣٧٠ - ١٤٢١ه = ١٩٥٠ - ٢٠٠٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

جيلاني محمد طربيشان (١٣٦٤ - ١٩٤٢ - ٢٠٠١م) (تكملة معجم المؤلفين)

جيلاني محمد الكاف (١٣٧٢ - ١٣٧٣ هـ = ١٩٥٧ - ٢٠١١م) (تكملة معجم المؤلفين)

جیلبیر دولانو (۱۳۵۷ – ۱۹۳۸ = ۱۹۳۸ – ۲۰۰۲م) مستشرق فرنسي.

شغل لمدة ست سنوات وظيفة مدير المعهد الفرنسي في دمشق. أستاذ الإسلاميات

(١) للوسوعة التونسية ١/٤٤.

والعربية في معهد اللغات الشرعية بباريس. وكان يناصر القضية الفلسطينية.

صدرت أطروحته عن دار المعهد الفرنسي للآثار الشرقية في القاهرة عام ١٤٠٢هـ، بعنوان: رجال أخلاقيون وسياسيون في مصر: القرن التاسع عشر(٢).

# الجيلي بابكر (۱۳۱۰ - ۱۶۰۰هـ = ۱۸۹۰ - ۱۹۸۶م) فاضل صوفي ناسخ.

ولد في بلجريف شرق بمركز الخرطوم بحري. تلقّى العلم على مربيه ومرشده حسب الرسول محمد بدر بأم ضويان، وقرأ العلوم الشرعية، ثم درّس القرآن بعد وفاة والده، وكتب نحو (١٥٠) نسخة من المصحف الشريف برواية أبي عمرو الدوري، ونحو (١٠٠) نسخة من دلائل الخيرات، إضافة إلى كتب أحرى. وقد ظل في مسجده سبعين عاماً ولم يتخلف عن طلا في مسجده سبعين عاماً ولم يتخلف عن صلاة جماعة واحدة، وكان زاهداً ورعاً، جهّز كفنه قبل وفاته، ومات يوم الجمعة ١٤ ربيع الأول، ٧ كانون الأول (ديسمبر)(١٠).

# الجيلي الحسن صلاح (۲۰۰۰ – ۲۰۰۵)

تربوي صوفي. من السودان، شيخ الطريقة القادرية بحا، أسهم في التعليم الأهلي. مات في ١٧

شعبان(١٤).

جيلي السيد عبدالرحمن . (١٣٥٠ - ١٤١١ه = ١٩٣١ - ١٩٩٠م) أديب وشاعر ناقد.

- (٢) الحياة ع ١٤٢٩٧. (٣) نماكتبه ابنه أحمد في مجلة القوم ع ٤ (أبريل ١٩٨٥م).
- (٤) الخرطوم ٢٢/٨/٢٢ع. (٤) الخرطوم ٢٤/٨/٢٢ع.

من النوبة. ولد في جزيرة صاى بالسودان، وانتقلت أسرته إلى مصر وهو في الثانية من عمره، وقضى صباه وشبابه في قرية «أنشاص الرمل» بمحافظة الشرقية، وزامله في هذه المدة الأديب السودان فاروق منيب، وأثرت القرية المصرية في إبداعه وأشعاره. انتمى إلى الحزب الشيوعي، ترأس القسم الأدبي بجريدة المساء المصرية خلال الستينات الميلادية، وتتلمذ على يديه عدد من الشعراء المصريين والسودانيين. وفي موسكو حصل على الدكتوراه في النقد الأدبي ومناهجه، واستمرّ في نشاطه الأدبى والنقدي خلال سنوات وجوده بموسكو، وركز نشاطه من بعد على مدارس النقد الأدبي، فعمل عدَّة سنوات في جامعة عدن باليمن، ثم سافر للتدريس في جامعة الجزائر. وتوفى في ٣ صفر، ٢٤ آب (أغسطس)،

وكُتب في شخصه وشعره:

حيلي عبدالرحمن: شاعر الوقت في سياق آخر/ تحرير إلياس فتح الرحمن، حيدر إبراهيم.

الشاعر جيلي عبدالرحمن/ عبدالقادر الرفاعي.

وله من الدواوين: قصائد من السودان (بالاشتراك مع زميله الشاعر تاج السرّ الحسن)، الجواد والسيف المكسور، بوابات المدن الصفراء.

كما أوردوا له كتاب: المعونة الأمريكية ستهدّد مستقبل السودان<sup>(0)</sup>.

(٥) من أعلام النوبة ١٦٢/١، تراجم شعراء وأدباء وكتاب من السودان ص ١٤٢٠ الرياض ع ٢٠٩٥ (١٢٥/٨) ١٤٩٥) ديوان الشعر العربي ١٩٠٥، معجم المؤلفين السودانيين

جيلي عبدالرحمن = جيلي بن السيد عبدالرحمن

جیمس دوجلاس بیرسون (۰۰۰ - ۱۹۹۷ه = ۰۰۰ - ۱۹۹۷م) مستشرق، مکتبی.



أستاذ علم المكتبات المتخصص في دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية.

بدأ حياته العملية في السادسة عشرة من عمره، حيث عمل في مكتبة جامعة كامبريدج كمناول كتب، وتخرج في كلية سان جون لدراسة اللغة العبرية، ثم عاد للعمل بمكتبة جامعة كامبريدج وشغل منصب مساعد لنائب أمين المكتبة، انتقل بعدها إلى مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن ليعمل أميناً لمكتبتها، وأشرف على التوسع الشامل الذي شهدته تلك المكتبة، وإلى حانب أمانة المكتبة كان مسؤولاً عن عدد حانب أمانة المكتبة كان مسؤولاً عن عدد أشره عام ١٩٥٨، والمخطوطات الشرقية في أوروبا وأمريكا الشمالية، والفهرس الدولي في أوروبا وأمريكا الشمالية، والفهرس الدولي في أوروبا وأمريكا الشمالية، والفهرس الدولي

.771/1

(۱) الفرقان (لندن) ع ٣ ص ١٨.

جيهان أحمد رشتي (١٣٥٦ – ١٤٣٣هـ = ١٩٣٧ – ٢٠١١م) إعلامية.

من مواليد محافظة المنيا بمصر. حفيدة العالم الشيعي كاظم رشتي، الذي هاجر من إيران وسكن حلوان. حصلت على الدكتوراه في الإعلام من جامعة مسيراكيوز بأمريكا ، ثم كانت أستاذة الإذاعة والتلفزيون في جامعة القاهرة، وأول عميدة لكلية الإعلام بما، كما عملت أستاذة في جامعة مصر الدولية، وفي الجامعة الأمريكية، وفي كليات إعلامية بجامعات عربية، ونائبة لرئيس جامعة مصر، وعضوًا في مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون. وعملت مستشارة لليونسكو بالقاهرة، وشاركت في مؤتمرات بأمريكا والدول العربية، ولها العديد من البحوث في بحال الإعلام. ويبدو أنها كانت مع التيار العلماني، وأعنى ضدَّ التيار الإسلامي، ففي لقاء معها بعد إطاحة الشعب بنظام الرئيس مبارك، قالت عما يقلقها ويحبطها: «تنامي نفوذ الجماعات المتطرفة رغم أن حرية الديانة مكفولة، ولو استمرَّ هؤلاء في مدِّ نفوذهم سنواجه كارثة». توفيت يوم الاثنين ١٧ محرم، ۱۲ دیسمبر،

من كتبها المطبوعة: الأسس العلمية لنظريات الإعلام، الإعلام الدولي بالراديو والتلفزيون، التنسيق والتعاون في مجال التلفزيون عالميًا وعربيًا، نظم الاتصال (ج١: الإعلام في المدول النامية)، النظم الإذاعية في المجتمعات الغربية: دراسة في الإعلام الدولي، جهاز تلفزيون الخليج، المدعاية واستخدام الراديو في الحرب النفسية، تطور الصحافة المسائية

في مصر في الفترة ما بين الحربين العالميتين (رسالة ماجستير من جامعة القاهرة)، مقالات في الاتصال (بالإنجليزية)، الإعلام ونظرياته في العصر الحديث(۱).

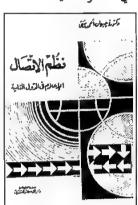

جيهان بنت صالح الموصلي (١٣٢٦ - ١٤١٧هـ = ١٩٠٨ - ١٩٩٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

جيهان عبدالمعز الجمال (۰۰۰ - ۱٤۳۵ه = ۰۰۰ - ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

جيولا جرمانوس = عبدالكريم جرمانوس

(۲) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص٩٧، مصرس
 (۲) ۱۱/۱/۲٤ مع إضافات.

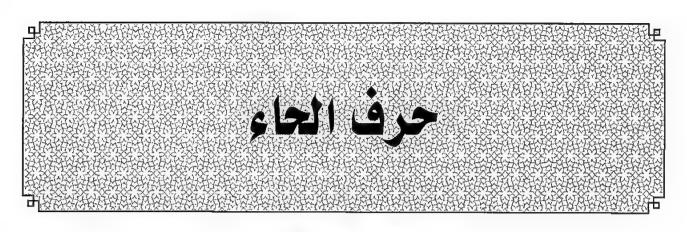

حاتم جعفر قنب (۱۲۸۹ - ۱۶۲۳هـ = ۱۸۷۲ - ۲۰۰۲م) عمّر.

من العراق، عمل في تجارة الحبوب بين العراق وإيران، ثم عمل في بيع الأقمشة والعطور والسحاد، ثم ميكانيكيًا في سكة الحديد، وترك العمل بعد (١١٥) عامًا لإصابته بالشلل. كان يحفظ القرآن والكثير من الشعر. تزوج (٤) مرات، ودخّن (٧٥) عامًا، وحجّ (٣) مرات، وترك (٣٤٥) ابنًا وحفيدًا. قضى في منزل ابنته الكبرى (٨٠) عامًا، ومات في قضاء خانقين عن عمر يقارب (١٣٠) عامًا(١).

حاتم حسام الدين (١٣٩٠ – ١٤٢٧هـ = ١٩٧٠ – ٢٠٠٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

حاتم حمزة حمود (۱۳۱٤ – ۱۹۱۱ه = ۱۹۶۶ – ۱۹۹۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

حاتم صالح الضامن (۱۳۵۷ – ۱۹۳۸ه = ۱۹۳۸ – ۲۰۱۳م) باحث محقق علاّمة.

(١) الزمان ع ١١٨٢ (٨٦/١/٢٣ هـ).



ولد في بغداد. حصل على شهادة الدكتوراه في اللغة من كلية الآداب بجامعة بغداد عام ١٣٩٣هـ، ثم كان أستاذًا ورئيسًا لقسم اللغة العربية بالكلية والجامعة نفسها. نشط في التأليف والبحث والتحقيق وإحياء التراث، وجمع شعر شعراء لم تصل إلينا دواوينهم. وكان خبيرًا علميًا في المحمع العلمي العراقي، وعضو اتحاد الأدباء، وانتقل إلى دبي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق فكان أستاذ الدراسات العليا بكلية الدراسات الإسلامية بها، وكان صاحب مكتبة تراثية وأدبية ثرية، أشرف على أكثر من (٥٠) رسالة ماجستير ودكتوراه، وناقش (١٨٨) رسالة، عضو هيئات ولجان، منها: الهيئة الاستشارية لجحلة المورد، لجنة توحيد مناهج اللغة العربية للدراسات العليا بجامعات العراق، خبير المخطوطات بمركز جمعية جمعة الماجد للثقافة والتراث بديى، وشارك في ندوات كثيرة. وتحدث الناس عن فضله وخلقه وتواضعه.

وله أكثر من (١٠٠) كتاب، عدا البحوث الكثيرة. توفي يوم الخميس ٤ ربيع الآخر، ٤ شباط ببغداد.

من عناوين كتبه: الجرم والمجرة: حول التحديث في الشعر الأردني المعاصر، بحوث ودراسات في اللغة وتحقيق النصوص، شعراء مقلون.

ومن عناوين تحقيقاته: رسالة الخطّ والقلم لابن قتيبة، خير الكلام في التقصى عن أغلاط العوام/ على بن بالى القسطنطيني، المذكر والمؤنث للسجستاني البصري، أحكام كل وما عليه تدل للسبكي، أسماء خيل العرب وفرسانها لابن الأعرابي، إصلاح غلط المحدِّثين للخطابي، الاعتماد في نظائر الظاء والضاد لابن مالك، الانتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعراب لابن عدلان الموصلي، بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات للمهدوي، الحلبة في أسماء الخيل المشهورة في الجاهلية والإسلام للصاحي التاجي، الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري (تحقيق، أصله دكتوراه)، كتاب السلاح للقاسم بن سلام، سهم الألحاظ في وهم الألفاظ لابن الحنبلي. وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)<sup>(۱)</sup>.

 (۲) موسوعة أعلام العراق ۲/۱۵، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ۲/۱۶۱، ملتقى أهل الحديث ۲/۱۱/۵، ۲۰۰۳م، شبكة صوت العربية ۲۰۱۳/۲/۱۶م.

كتب في اللغة والنحو والأدب وعلوم القرآن،

# حاتم عبدالصاحب الكعبي (1771 - 1771a = V171 - 1771)

باحث اجتماعي.

ولد في بغداد. حصل على الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة شيكاغو بأمريكا. درَّس في كلية الآداب بجامعة بغداد. عُرف ببحوثه حول التحليل الاجتماعي والنفسى للحركة الوطنية في العراق، وبيان العلاقة بين الفكر الاجتماعي والواقع الاجتماعي، واعتبر من روّاد البحث الاجتماعي في بلده.

من آثاره المطبوعة تأليفًا وترجمة: الطبقة الاجتماعية وكارل ماركس، فلسفة اللعب في علم اجتماع الثورة، مبادئ علم الاجتماع (بالاشتراك)، المدرسة الاقتصادية في علم

إن السيارة أثوت حتى في هندسة بسيرتنا ا ذمار معدد رمكرا عي ضروريًا في بناء البيت الحديث كما أن وهود السنارة أدى الى توسيع المدرة وسهولة النقلة المسكانسكية المكانية فينا

الجمعي(١).

(\*\*\* - 4431&= \*\*\* - 71 \* 74) (تكملة معجم المؤلفين)

# حاتم محمد الإبياري

المؤلفين والكتاب العراقيين ٢/١٥٤/٠.

# حاتم المكي (7771 - 37316 = 1171 - 74475)



ولد في حاكرتا من أب تونسي وأم إندونيسية من أصول صينية، تحوّل مع عائلته إلى تونس عام ١٣٤٠ه، ولم يُنهِ دراسته الثانوية، ثم انكبً على الرسم، وأقام معارض في

الصالون التونسي، تحوَّل إلى باريس فعمل رسامًا في عدة دوريات، وفي السينما والإعلان، وفي بعض دور الطباعة، وعاد إلى تونس بعد الحرب العالمية الثانية، وقد مارس أيضًا النقش والكاريكاتور والصور المتحركة، كما أنتج طوابع بريدية عدة.

حاتم الكعبي (خطه)

الاجتماع/ سوروكن (ترجمة)، الميكانيكية في علم الاجتماع/ سوروكن (ترجمة)، نمو الفكر الاجتماعي، حركات المودة، السلوك

حاتم عبدالقادر جماز

# (تكملة معجم المؤلفين)

(١) رواد علم الاجتماع في العراق ص ١١٥، موسوعة أعلام العراق ٢٩٢/١، معجم المؤلفين العراقيين ٢٩٢/١، معجم





طابعان من تصميم حاتم المكي

صدر في أعماله كتاب: مفهوم العمل التصويري في أعمال حاتم المكي/ألفة معلى(۲).

الخليج وأثرها على البيئة، عالم ما بعد البترول/ دينس هيز (ترجمة).

حاتم نصر فريد

من مصر، نائب رئيس تحرير محلة أكتوبر،

المحرر العلمي بما. مات في ٧ شوال، ١٣

من كتبه المطبوعة: معارك فوق الصحراء،

رسالة من المخ، جريمة ضد الحياة: حرب

باحث علمي، محرر صحفي.

الحاج أحمد دين = أحمد دين

الحاج زايد = سعيد عبدالقادر عبد

حاج على بن محمد نميري (0771 - 7131a = V. P1 - 1PP14)

شاعر، كنيته أبو طراف،

من أم درمان بالسودان. حفظ القرآن الكريم، والتحق بالمعهد العلمي، وعمل بالتجارة. صدرت له ثلاثة دواوين شعر، هي: الينابيع، المناهل، الوجدان.

وله كتاب مخطوط بعنوان: النثر السياسي(١).

الحاج عليلي (١٣٦١ - ١٣٢٤ه = ١٩٤٢ - ٢٠١٣م) فاضل متصوف.



المدعو (محند وعلى). والده (عوض). من قرية آث سيدي امحند بولاية تيزي وزو

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية (حرف الألف).

١١٠/١١/٩ موقعه على الفيسبوك.

(٢) الموسوعة التونسية ٧٤٠/٢) الموسوعة المرة

في الجزائر. جاهد وهو في الر ١٧) من عمره. أسس والده مسجد مرسيليا بفرنساء ثم كان المترجم له عميد المسجد، وشارك في مناظرات حول الديانات، وأسَّس (الطريقة الرحمانية) منذ عام ١٤٠٤ه (١٩٨٤م)، وكان عضوًا في مجلس التفكير حول الإسلام بفرنسا. توفي ليلة الجمعة ٢٨ ربيع الأول، ۸ فیرایر<sup>(۱)</sup>.

الحاج محمد بن أبي بكر الكيهيدي (تكملة معجم المؤلفين)

الحاج محمود بن عمر با البولاري

(+19VA - 19.A = A189A - 1877)

ولد في مدينة حول بالضفة اليمني للنهر في

فوتا، وأرسل أول بعثة علمية إلى الجامع

الأزهر عام ١٣٧١ه وأتبعها بأفواج أخرى.

وقد انزعج العدو الفرنسي من هذه المدرسة

ونشاطها الدعوي والتعليمي، فضايقها وحدًّ

من مقرراتها، وأخذ على شيخها التعهدات

بالكف عن إرسال طلابه إلى الخارج. وقد

افتتحت فروع لهذه المدرسة في مالى وغينيا

والكمرون، وعد أحد كبار المؤسّسين

للحركات الثقافية الإسلامية في غرب إفريقيا

عالم تربوي وداعية كبير.

إبان الاحتلال، فكان له دور بارز في تعميم التعليم العربي الإسلامي، وإنشاء المساجد، ومات في نواكشوط. وترك شعرًا مخطوطًا(١).

حاج مولاي بلحميسي = مولاي بلحميسي

(pY . . Y - . . . = x + Y + Y + . . . )

وزير قائد.

من أفغانستان. أحد قادة الميليشيات بلاد شنقيط، تعلم في محاضر بلاده، ومن المسلحة بشرق أفغانستان. قام بدور رئيسي أبرز مشايخه في القراءات عبدالفتاح التركزي، في الإطاحة بحركة طالبان، وقد أعدمت رحل إلى الحجاز سيرًا على الأقدام، ولبث الحركة شقيقه عبدالحق كما في ترجمته. وهو هناك (١٢) عامًا لطلب العلم، ولازم أحد القلائل من قبيلة البشتون المنتمين إلى الشيخ علوي المالكي، وعاد ليؤسِّس جمعية التحالف الشمالي، وكانت حركة طالبان دراسة القرآن الكريم، ثم مدرسة الفلاح، تعتبره خائنًا، فالحركة من البشتون، أكبر التي توسّعت شبكتها إلى العديد من الدول جماعة عرقية في أفغانستان. وكان واحدًا الإفريقية. وكانت على الطراز الحديث، وتعتبر نقطة تحول للتعليم القديم في منطقة

من ثلاثة نواب للرئيس حميد كرزاي، ووزير الأشغال العامة أيضًا. وقد عُرف بعداوته للعرب خلال مدة حكم طالبان، واشتُهر مع نجله بتسليمه المقاتلين العرب إلى القوات الأميركية، وكان ضمن الذين استفادوا من نظام المكافآت المالية التي تسلمها هو وأتباعه، مقابل تسليمهم عشرات من عناصر القاعدة قُتل على أيدي اثنين من

المسلحين أثناء قيادته سيارته إلى مكتبه(١).

(٢) أعلام الشناقطة ص ٥٠١، بلاد شنقيط ص ٥١١. (٣) الشرق الأوسط ع ٦٦٢٨ (٢٦/٤/٢٦).

(١) الشرق أون لاين ٢٩/٣/٤٣٤هـ.

حاجي عبدالقدير

حادي فلسطين = يوسف حسُّون

حاجي محمد القيسي (۱۳۳۲ - ۱۹۱۱ه = ۱۹۱۳ - ۱۹۹۰م)

من جزيرة فيلكا بالكويت، تتلمذ على خاله

الملا معروف، أسهم في تعليم أهل الجزيرة،

وصار مرجعًا دينيًا لهم، وكان فقيهًا، وجيهًا،

يقال له «الملا»، وكرِّم لكونه أحد المدرسين

فقيه تربوي فاضل.

الأوائل هناك(1).

الحارث عبدالحميد السلمان (+ YT - YT + C = +0 P 1 - T + + Tq) طبيب نفساني.



هو الحارث عبدالحميد حسن السلمان، وعُرف باسمه الثنائبي الأول.

ولد في بغداد، حصل على إجازة في الطب والحراحة، ودكتوراه في الطبّ النفسي، مدير مركز البحوث النفسية والتربوية في جامعة بغداد. خاض جدلًا عنيفًا حول مشروعية الناراسايكولوجى في الساحة المعرفية، وفي حقل اكتشافاته المعرفية كشف عن العلاقة بين وظيفة الغدة الصنوبرية في الدماغ والقدرات فوق الحسية عند الإنسان، وكذا الربط بين الجانب التراثى والجانب العلمي المعاصر في النظرة إلى الأحلام. وذكر أن منهجه في الحياة: محاولة المزج بين المادي

(٤) قاموس تراجم الشخصيات الكويتية ص٦٥.

والروحي في التخطيط والتنفيذ والأداء الإنساني عمومًا. حضر مؤتمرات تخصُّه، وكان عضوًا في جمعيات، أهمها الجمعية العالمية للطب النفسي بأمريكا، ومعظم الجمعيات العالمية في الباراسايكولوجي. قتل أثناء الاحتلال الأمريكي للعراق، يوم الأربعاء ١٥ ذي القعدة، ٦ كانون الأول (ديسمبر).

له ثمانية كتب أو أكثر، منها: الفضاءات الداخلية للاستكشافات الباراسايكولوجية للعقل، فن اليوغا والاسترخاء، فن اليوغا والاستشفاء، الوجيز في الباراسايكولوجي(١).

حارث بن محيي الدين العبيدي (١٣٨٢ - ١٤٣٠ه = ١٩٦٢ - ٢٠٠٩م) داعية برلماني إسلامي.



ولد في بغداد، حصل على الماجستير والدكتوراه من كلية العلوم الإسلامية بجامعة بغداد. درَّس في قسم اللغة العربية بكلية تربية ابن رشد، وكان حافظًا للقرآن الكريم، وأجيز من الملا ياسين الغزاوي في القراءات، وانتمى الماحب دور فاعل في نشر الدعوة من خلال المساجد خاصة، وقد تقلّد الإمامة والخطابة في العديد من المساجد، مع محاضرات في الإذاعة والقنوات الفضائية وبرامج في المتلفزيون، وتفقد لأحوال الأرامل والأيتام العراقين الروين، وتفقد لأحوال الأرامل والأيتام العراقين والكتاب المواقين والكتاب العراقين.

وأهالي المعتقلين، وقد أسهم في تأسيس هيئة علماء المسلمين، وبحلس علماء العراق، ومؤسسة المرتضى للتطوير والتنمية البشرية. وكان نائب رئيس كتلة التوافق في بحلس النواب، وهي كتلة برلمانية سنية تزعمها عدنان الدليمي، وكان كذلك عضوًا بلجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وقبل اغتياله بيوم كان قد طالب بضرورة استجواب المسؤولين في وزارة الداخلية والوزارات المعنية الأخرى حول وقائع حالات التعذيب والاعتداء الجنسى ضد معتقلين في أحد المعتقلات التابعة للوزارة المذكورة. وقد قُتل مع خمسة آخرين إثر إمامته المصلين يوم الجمعة في جامع الشواف بحى اليرموك في بغداد، حيث كان خطيب الجامع والإمام فيه، ١٩ جمادي الآخرة، ١٢ يونيو (حزيران).

رسالته في الماجستير: أحكام المسافر في الشريعة الإسلامية.

وفي الدكتوراه: أحكام نوافل الصلاة(٢).



أمير المنطقة الوسطى بالجزائر، القائد الميداني بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. عين في بداية عام ١٤٢٨ه تقريبًا على رأس منطقة الوسط بالتنظيم حلفًا لسلفه يحيى أبو الهيثم، لزيادة العمليات القتالية والسيارات المفخخة. وكان يعدُّ المسؤول الأول بعد أبي مصعب عبدالودود، الملقب بعبدالمالك دروكدال. وقد قُتل برفقة قياديين آخرين في كمين نصبته قوات الجيش بمنطقة بوغني بولاية تيزي شرقى العاصمة الجزائر، يوم السبت ٢٤ رمضان، ٦ تشرين الأول رأكتوبر)(١).

# حارث يوسف غنيمة (١٣٤٤ - ١٩٢٧ه؟ = ١٩٢٥ - ٢٠٠١م) (تكملة معجم المؤلفين)

حارس يوسف فرحات (۱۰۰۰ – ۱۹۱۱ه = ۱۰۰۰ – ۱۹۹۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

حارق زهير (١٣٩٥ – ١٤٢٨هـ = ١٩٧٥ – ٢٠٠٧م) قائد مقاتل.

اسمه الحركي «سفيان أبو حيدرة».

 (٣) إسلام أون لاين نت، عراق الغد (موقع) في اليوم التالي من اغتياله، إخوان ويكي (ربيع الآخر ٤٣٢ ١هـ).

# حازم الزيدي (۲۰۰۰ - ۱٤۲٥ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۶م)

من العراق. عضو هيئة علماء المسلمين، عضو الحزب الإسلامي العراقي، إمام مسجد السخاد، أحد المساجد السنية القليلة في مدينة الصدر. كان مكلفًا بالتنسيق بين الهيئة والتيارات الدينية الأخرى بالعراق. خطفه مسلحون بينما كان يقوم بحولة في داخل المدينة، وقتلوه يوم الاثنين ٦ شعبان، ٢ أيلول، أثناء الاحتلال الأمريكي للعراق، وعثر على جثته في مدينة الصدر (٤)؟

 (٣) الأهزام ع ٤٤١٣٧ (١٤٤٢٨/٩/٢٨). وصورته من موقع (عالم واحد).

(٤) الحياة ع ١٥١٥٢ (١٨/٥/٢٤هـ) والأهرام، بالتاريخ نفسه، موقع الحزب الإسلامي العراقي وبيانه بتاريخ

#### حازم سعید التغلبی (۱۳۲۳ – ۱۳۹۱ه = ۱۹۲۱ – ۱۹۷۱م) أدیب، شاعر، محام.



ولد في الموصل. تخرج في كلية الحقوق، مارس المحاماة، عين في وظائف عدلية، عمل في محاكم كركوك وديالي. نشر مقالاته النثرية والنقدية في الدوريات العراقية، ونقد الشعر الحر.

قدِّمت فیه رسالة ماجستیر بعنوان: حازم سعید أحمد: حیاته وأدبه/ محمد صالح رشید(جامعة الموصل، ۱٤۰۷هـ).

له ديوان شعر بعنوان: صوت من الحياة، ونشر مسرحية «جلجامش» في مجلة «الأديب» اللبنانية، وله آثار خطية، منها مسرحية الصبر والعاشق والمهد<sup>(۱)</sup>.

#### أبو حازم الشاعر = خالد علي الحاج

#### حازم شحاتة (۲۰۰۰ - ۲۲۲۱ هـ = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### حازم عبدالرحمن قطایا (۱۰۰۰ - ۲۰۰۲ه = ۱۰۰۰ - ۲۰۰۲م) (تکملة معجم المؤلفین)

(١) أهيان ازمان ص ٢٦١، الذخائر ع ١٧ (٢٦٤هـ) ص ٢٦٣، موسوعة أعلام العراق ٢١/١، موسوعة أعلام الموصل، معجم المؤلفين العراقيين ٢٩٥/١.

#### حازم عبدالله خضر (۱۳۵۰ - ۱۹۱۹ه ؟ = ۱۹۳۲ - ۱۹۹۸م) أديب وناقد إسلامي وداعية ملتزم.



من مواليد الموصل، من آل المولى، انتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين منذ بواكير شبابه، وحصل على الماجستير في الأدب من جامعة عين شمس بالقاهرة، والدكتوراه في الآداب من جامعة بغداد، درَّس الأدب الأندلسي في جامعة الموصل، أبعده النظام إلى مديرية التربية لنشاطه الإسلامي مع عماد الدين خليل وطه محسن وآخرين، ثم أعيد إلى الجامعة، وكان له تأثير واضح على الطلبة، وأسهم من خلال دراساته ومقالاته والرسائل التي أشرف عليها في تكوين الوعي لديهم، وشارك في نشاطات الجماعة وندواتها ولقاءاتما، ومخيَّماتما وسفراتما، وواصل دعوته حتى في الشمال، ولوحق في العهد الملكي واعتُقل. وكان نقيّ الروح، صلبًا في الحق، واسع الصدر، يغضب لانتهاك حرمات الله، قليل الكلام، كثير التفكير، مداومًا على قراءة القرآن الكريم، وصيام يومي الاثنين والخميس، كثير التفقد لأحوال إحوانه وطلابه، حريصًا على اللغة العربية. وتوفي في

له مقالات ودراسات عديدة، ومن كتبه المنشورة: ابن شهيد الأندلسي: حياته وأدبه (أصله ماجستير)، النثر الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين (أصله دكتوراه)، وصف الحيوان في الشعر الأندلسي: عصر الطوائف والمرابطين(").

(۲) إخوان ويكى (استفيد منه في ربيع الآخر ۱٤۳۲هـ)،

حازم فؤاد المفتي (۱۳۳۱ - ۱۹۱۰ - ۱۹۱۷ - ۱۹۸۵م) سیاسي حزبي قومي، محرر صحفي.



ولد في الموصل، تخرج في كلية الحقوق، مارس المحاماة، وعمل في الزراعة. انتمى إلى الحركة القومية، وعمل على تأسيس نقابة المحامين في الموصل، تعاطف مع حركة مايس ١٩٤١ وأيَّدها، فاعتقل بعد فشلها وسجن ثلاث سنوات، كان أحد المؤسسين لحزب الاستقلال، ومسؤولًا عن فرع الموصل، أصدر جريدة (النضال) مع المحامي غربي الحاج أحمد، فكانت مسرحًا سياسيًا لنشر المقالات القومية التي «قارعت النظام الملكى». انتخب نائبًا في المحلس النيابي ممثلًا عن مدينة الموصل، وأصدر في هذه الأثناء جريدة (اللواء). وفي سنة ١٣٧٩هـ وضع رهن الاعتقال «لمواقفه القومية»، ثم عاد ليمارس المحاماة في مدينته وينصرف إلى البحث والتأليف. وتوفى في ١٦ ذي الحجة، ١ أيلول.

من كتبه: آراء في المذاهب السياسية والاقتصادية، العراق بين عهدين: ياسين الهاشمي وبكر صدقي، في الحمدانية وكيف عينت الحكومة نوابحا (طبع غفلًا من اسم مؤلفه)، القضاء في الإسلام، نقباء الموصل العلويون وأبناؤهم (۱).

موسوعة أعلام الموصل، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ١٦٥/٢.

٠٢٠٠٤/٩/٢٠

#### حازم فودة (١٣٣٥ - ١٤٢٠هـ = ١٩١٦ - ١٩٩٩م) غرر صحفي.

من مصر. شغل تحرير مجلة «آخر ساعة». أسس مجلة «الساعة ١٢» ورأس تحريرها، رئيس تحرير حريدة «صوت الأمة» الوفدية، وجريدة «النداء»، ثم عمل بدار «أخبار اليوم». وكان من رواد فن الإخراج الصحفي.

# صوت الات

حازم فودة رأس تحرير جريدة (صوت الأمة)

وإذا كان هو نفسه «حازم على فودة» فقد ترجم كتاب: شارب النمر: قصص وأساطير من آسيا والجيط الهادي/ هارول كورلاندر(۱).

#### حازم محمد إبراهيم (١٣٦١ – ١٤٠٨ه = ١٩٤٢ – ١٩٨٨م) مهندس مدني.



من مصر، نال شهادتي الماجستير والدكتوراه في تخطيط المدن من أكاديمية العلوم الجرية، وعمل أستاذًا للتخطيط العمراني بكلية الهندسة في جامعة الأزهر، وخبير الأمم المتحدة للتخطيط الحضري بالسعودية، وعركز الإقليم الثالث بالإسماعيلية، كما عمل رئيسًا لقسم البحوث والدراسات بوزارة الشؤون البلدية، ومديرًا فنيًا لمركز الدراسات التخطيطية والمعمارية بالقاهرة، وشارك في

(١) ينظر: الأهرام ع ٤١٢٠٨.

تأسيس مجلة «عالم البناء» وكان نائبًا لرئيس تحريرها. وله بحوث عديدة في مجال تخطيط المدن، وفي مجال التقنية واقتصاديات البناء. ومن تآليفه: المعايير التخطيطية للمساجد (دليل عملي أعد لحساب وزارة الشؤون البلدية بالسعودية) (مع آخرين)، إعداد تقسيم الأراضي (كالسابق)، تخطيط المدن في المملكة العربية السعودية تخطيط المدن في المملكة العربية السعودية للخدمات التحارية (إعداد مع آخرين)، المعايير التخطيطية للخدمات الصحية (مع الحرين)، المنظور التاريخي للعمارة في المشرق العربي (مع عبدالباقي إبراهيم)(٢).

حازم محمد صالح بحر العلوم (۱۹۹۰ - ۱۹۹۰ه = ۱۰۰ - ۱۹۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

حازم نعُوم باك (١٣٥٥ - ١٤٢١هـ = ١٩٣٦ - ٢٠٠١م) مصوّر عالمي.



ولد في الموصل. حصل على شهادات المدبلوم في التصوير الفوتوغرافي الملوّن من إنجلترا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا، مُنح شهادة أستاذ تصوير عالمي، عضو جمعية المصوّرين الصحفيين الأمريكية العالمية. شارك في جميع (٢) معتم من المدادة من المدادة

(٢) موقع مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية (١٤٣٠هـ)
 مع إضافات.

مهرجانات جمعية التصوير العراقية، حضر عدة مؤتمرات للتصوير في الخارج، عين في أكثر من صحيفة رئيسًا لقسم التصوير. ولعل أهم آثاره التي خلفها هو بحموعة الصور التي توثق النشاط المسرحي العراقي منذ الخمسينات الميلادية، وكذلك توثيقه لأهم الأحداث في العراق. توفي في ٣٣ شوال، ١٨ كانون الثاني.

وله أكثر من (١٠) كتب في فن التصوير، منها: تحميض ووضع الأفلام والصور بالأسود والأبيض، التصوير للهواة والمحترفين، الجيش العراقي في المعركة: سجل مصور لاشتراك الجيش العراقي الباسل في معركة الشرف في الجيمة الشمالية (تصوير)(٣).

**حافظ أحمد شنبرتي** (۱۳۷۰ - ۱۳۷۸ه = ۱۹۵۰ - ۲۰۰۷م) شاعر مدر*س*.



من القرداحة بسورية. حصل على إجازة في اللغة العربية من جامعة بيروت العربية، ودبلوم عام في التربية، مارس أعمالًا يدوية، ودرَّس في بيروت ومدينة جبلة بسورية، وحرَّر زاوية أسبوعية في جريدة الوحدة منذ سنة ٨٠٤ هم، اشترك في أمسيات شعرية وندوات ثقافية، ونشر نتاجه في صحف وبحلات لبنانية وسورية، وكان عضوًا في وبحلات لبنانية وسورية، وكان عضوًا في المواتين ١٥٩/٢، معجم المولنين والكتاب العراتين ١٥٩/٢.

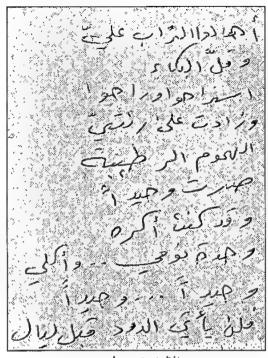

حافظ شنبرتی (خطه)

جمعية الشعر باتحاد الكتاب. مات في ٧ صفر، ١٦ آذار (مارس).

دواوينه: أحاسيس، إيقاعات فصلية، مزامير أوديب، مرة أخرى أغني، قفوا نبك. وله من الدراسات: الوظيفة التربوية للأغنية الفيروزية الرحبانية (١).

حافظ أحمد القباني (۱۳۵۵ - قبل ۲۰۱۲ م.) المحاد من المحدد من المحدد



ولادته في بغداد. حصل على الماجستير في القانون من الاتحاد السوفيتي. عمل

(١) معجم البابطين ٢/٠٧.

في الإذاعة منذ عام ١٣٦٦هـ (١٩٤٦) ممثلاً، ثم مذيعًا، وصار كبير المذيعين، أول من استخدم الهاتف في إجراء حوار مباشر على الهواء، كما أذاع في موسكو، وسنة كاملة في إذاعة باكو في أذربيجان. ومارس العمل الصحفي، فعمل محررًا في جريدة (الشعب)، وسكرتير تحرير لجحلة (الندم) الأسبوعية. خبير اتحاد (الندم) الأسبوعية. خبير اتحاد إذاعات الدول العربية، مستشار الإذاعة والتلفزيون. وكان رياضيًا أيضًا، فارسًا.

أصدر كتابين: المذيع في الراديو والتلفزيون، الريبورتاج/ إيوارتر

بيكل، ن. غولمان، بوليفوف حاريدزه (ترجمة). وله من المخطوط كتاب في الإذاعة العراقية، وآخر في التلفزيون العراقي: التجربة العائمة: تاريخ - تحليل - ذكريات. وله كتب عن تجربته الصحافية (٢).

حافظ بدوي (۱۳۲۱ - ۱۹۰۳ هـ ۱۹۲۲ - ۱۹۸۳م)

وزير حزبي.



 (٣) موسوعة أعلام العراق ٢٧١/٥، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٢٧١/٢، موقع دار الكتب والوثائق الوطنية العراقية
 (٢٤٤هـ). وصورته من موقع نادي الإذاعة.

بدأ تعليمه في قرية بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، ثم انتسب لكلية الحقوق، وخاض الحياة السياسية. كان له دور بارز في أعقاب حرب يونيو ١٩٦٧م إبان توليه وزارة الشؤون الاجتماعية، عندما تبنى مشكلات المهجّرين وشؤونهم من خلال إشرافه على إنشاء إدارة لخدمة المقاتلين وأسرهم ورعايتهم اجتماعيًا ونفسيًا، ووقع عليه اختيار تولي رئاسة لجنة وضع الدستور الدائم في يونيو عام ١٩٧١م، بعد أقلّ من شهر لاختيار رئيسًا لمجلس الشعب في أعقاب ما سمي بثورة التصحيح، رئيس هيئة النظام بالاتحاد رئيس الله الشراكي في عهد حسني مبارك، رئيس اللمجنة التشريعية بمجلس الشعب. توفي يوم اللبت ١٤ جمادي الأولى، ٢٦ فيراير.

له مسرحيات مدرسية ذات الفصل الواحد، وعدد من الخطب السياسية، وقصائد منشورة (٢٠).

# حافظ الجمالي = حافظ عبدالفتاح الجمالي

حافظ جميل = حافظ عبدالجليل جميل

حافظ بن حسين الخطيب (۱۰۰۰ - ۱۹۸۹ ه ؛ ۱۹۸۹ م ، ۱۹۸۹ م) (تكملة معجم المؤلفين)

حافظ داود طوقان (۱۳۵۰ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۳۱ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

حافظ الدروبي (۱۳۳۳ – ۱۹۱۱ه = ۱۹۱۴ – ۱۹۹۱م) سَام.

(٣) مائة شخصية مصرية وشخصية ص ٩٤، أعلام مصر في القرن العشرين ص ١٦٦، معجم البابطين لشعراء العربية، موقع ذاكرة مصر المعاصرة (٤٣٤هـ).



ولد في بغداد. أنحى دراسته الفنية في كلية كولد سميث بجامعة لندن. تأثر بأستاذ له في إيطاليا هو كارلو سفيرد. عين في متحف الآثار مع ساطع الحصري، ثم مدرسًا في الميتم الإسلامي. أسس مع أصدقائه جمعية «أصدقاء الفنّ»، ثم «المرسم الحر» ثم «جماعة الانطباعيين». عيِّن في كلية الآداب، ورئيسًا لجمعية الفنانين، ثم عميدًا لأكاديمية الفنون. رسم للأقمشة وما إليها، وكان يسمَّى رسّام المدينة. ذكر أن حكمته في الحياة هي «لا حياة بدون رسم»! واستمرَّ يرسم ويقيم معارضه داخل العراق وخارجه...(١).

حافظ الشيخ محمد الزاكي (1071 - 1977 = 1187 - 1707) وزير حقوقي، مستشار قانويي، قاض شرعي.



من السودان. حصل على شهادة الماجستير في القانون المقارن من جامعة تكساس بأمريكا، متخصصًا في القوانين التجارية والعقود الدولية وقوانين وعقود البترول. وعمل محامياء فمستشارًا بديوان النائب

(١) موسوعة أعلام العراق ٢/١٥، أعلام الفن في العراق ص ٧٣ (وفيه وفاته ١٩٩٤م؟).

العام، ثم كان كبير المستشارين، وعضوًا بالبرلمان لأكثر من دورة، ورئيسًا لإدارة الإفتاء والبحوث بديوان النائب العام، ومقررًا لجلس الإفتاء الشرعي، وعضوًا بلجنة مراجعة وكان يعكف على إخراج سفر كبير عن تحربة

القوانين وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. ثم كان وزيرًا للعدل ونائبًا عامًا، فعميدًا لكلية القانون بجامعة الخرطوم، فرئيسًا للقضاة. توفي يوم الخميس ٢٠ جمادي الأولى، ١٤ مايو. تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان(٢).

حافظ بن عبدالجليل جميل (FYYI-2\*2IA=A\*PI-2APIA)



ولد في بغداد، حصل على إجازة في العلوم من الجامعة الأمريكية ببيروت، وبعدها اشتغل مدرِّسًا للغة العربية - مع أن تخصصه علوم - في المدرسة الثانوية المركزية ببغداد، وفي دار المعلمين الابتدائية، وفي ثانوية البصرة، ثم استقال من مهنة التدريس، وتقلد عدة وظائف، آخرها مفتش عام للبريد والبرق والهاتف. وفي شعره كان متأثرًا بأبي نواس، وابن الرومي، وشوقي. توفي يوم الجمعة ٤ شعبان، ٤ أيار (مايو).

ونما كتب فيه وفي شعره:

- حافظ جميل: حياته وشعره/ سعد ياسين التكريتي (رسالة ماجستير من جامعة بغداد). - شعر حافظ جميل: دراسة تحليلية/ صالح

(٢) موقع إسلام أون لاين (إثر وفاته)، شبكة للشكاة الإسلامية ٢٧/٥/، ١٤٢٨.

علي حسين (رسالة ماجستير من جامعة الموصل).

- الوطنية في شعر حافظ جميل/ محمود

دواوينه: الجميليات، نبض الوجدان، اللهب المقفى، أحلام الدوالي، أربع الخمائل، وا يوسفاه (في تأبين يوسف يعقوب مسكوبي). وترجم عن الإنحليزية مع فائق شاكر: عرفت ثلاثة آلاف محنون/ فكتور آرسمول(٣).

حافظ عبدالغني النتشة طبيب وداعية قيادي.



ولد في مدينة الخليل، حصل على إجازة في الطب والجراحة من كلية القصر العيني بجامعة القاهرة، انتمى إلى حركة الإخوان المسلمين في الخليل عام ١٣٧٣ه، وعمل رئيسًا لمستوصف لحركة في الخليل (٢٦) عامًا، واعتبر من أوائل المؤسسين لرابطة الجامعيين سنة ١٣٧٣هـ، وأصبح نائبًا عن حركة الإخوان في بحلس النواب الأردني عام ١٣٧٦ه، وقام بدور المراقب العام على مستوى فلسطين، واختير عضوًا في الوفد الفلسطيني إلى هيئة الأمم المتحدة برئاسة أحمد الشقيري عام ١٣٨٣ه، وكان عضوًا في مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالقدس، وأحد أعضاء الهيئة الإسلامية العليا بما، ثم كان رئيسًا للمستشفى الأهلى بالخليل حتى وفاته. وكان قد أسس مركزًا

(٣) أعلام الأدب في العراق الحديث ٣٩٧/٢، أدباء المؤتمر ص ١٥٥، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ١٧٠/٢، الفيصل ع ٨٧ (رمضان ٤٠٤هـ)، ديوان الشعر العربي ٦٠١/١ شعراء العراق في القرن العشرين ٢١١/١.

تابعًا للإخوان المسلمين مع مجموعة صغيرة من الرعيل الأول، وقدَّموا برامج تربوية علمية ودورات تحفيظ القرآن الكريم ودروس تجويد في المساجد، وشارك في تقليم مساعدات عينية للأسر المحتاجة، مع خدمات العلاج والتطبيب، والتقى بالإمام حسن البنا ضمن وفد من الطلبة الفلسطينيين إبان مجزرة دير ياسين، وفي أيامه الأخيرة وجه رسالة إلى جماعة الإخوان المسلمين بأن يتمسّكوا بالثوابت التي أنشئت الحركة لأجلها، وأن يركزوا أعمالهم على البناء والتأسيس وتقليم الخدمات، وتوفي ممدينة الخليل مساء الأربعاء الخدمات، وتوفي ممدينة الخليل مساء الأربعاء

روجيه جارودي (ترجمة مع صياح الجهيّم)، الإسلام الشيعي: عقائد وأيديولوجيات/يان ريشار (ترجمة)، أصالة الثقافات ودورها في التفاهم الدولي/ مجموعة كتاب (ترجمة)، بين التربية وعلم النفس، تاريخ الأديان/ فيلسيان شالي (ترجمة)، تول السلطة/ ألفين توفلر (ترجمة مع أسعد صقر). وله كتب أخرى في (تكملة معجم المؤلفين) (٢٠).

حافظ عزیز سلامة (۲۰۱۰ - ۱۲۳۴ه = ۲۰۱۰ - ۲۰۱۳م) (تکملة معجم المؤلفین)

حافظ علي الأسد (١٣٤٩ - ١٤٢١هـ = ١٩٣٠ - ٢٠٠٠م) رئيس سورية.



ولد في القرداحة قرب اللاذقية من أسرة علوية، تخرج طيارًا في المدرسة العسكرية بحمص، وفي الأكاديمية الجوية بحلب، انتمى إلى حزب البعث، أسهم في انقلاب شباط ١٩٦٦م، قائد القوات الجوية، وزير الدفاع، أصبح رئيسًا بانقلاب عسكري في المام للقوات المسلحة، رئيس القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم. امتزج حكمه بالقسوة وشعارات قومية بعثية،

(۲) الأربعاء ۱۲ نوفمبر ۲۰۰۳م، تراجم أعضاء الاتحاد
 ص ۲۰۲۰، معجم المؤلفين السوريين ص ۲۰۱۰ تشرين
 ۲۰۳/۱۱/۱۲ م، أعلام مبدهون ص ۲۰۱۰.

حافظ عبدالفتاح الجمالي (١٣٣٦ - ١٤٢٤ه = ١٩٩٧ - ٢٠٠٣م) كاتب ومترجم تربوي قومي.



من حمص. نال شهادة الدكتوراه في الفلسفة من باريس. درَّس في الثانويات، ثم في الجامعة السورية، سفير في الخرطوم وروما، وزير التربية، رئيس اتحاد الكتاب العرب، عضو جمعية البحوث والدراسات بالاتحاد. أتقن عدة لغات أجنبية.

وترجم مجموعة من الكتب، منها: أبحاث علم نفس الطفل والمراهق، الأخلاق، الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية/

(١) إخوان ويكي (استفيد منه في ربيع الآخر ١٤٣٢هـ):
 وموقع (الإخوان المسلمون) (ربيع الأول ١٤٣٩هـ).

وقبضة أمنية صارمة، واستئثار عائلي وطائفي بمراكز القرار، والتقديس المطرد لشخص الحاكم، في صورة لم تشهدها سورية من قبل، وأخمد كل صوت معارض للنظام، مما أمَّن له فترة طويلة من الحكم، ومكَّنه من توريث الحكم الجمهوري لابنه بشّار، في أول سابقة عربية من نوعها. وكانت صوره تعلق في كلِّ مكان، حتى في المحلات التجارية، بأمر من المخابرات، كما نُصبت تماثيا, له في كلِّ مدينة، وأقام سياسة خارجية على فكر مقاومة المحتل والأطماع الغربية في المنطقة للتغطية على سياسته الداحلية المرتكزة على تركيع المواطنين عبر أجهزته الأمنية المتعددة، ولم تتجاوز سياسة مقاومته حدود الكلام. وعاشت البلاد أحكامًا عرفية طوال (٤٠) عامًا مدة حكمه وحكم ابنه، بل كان معمولًا بهذه الأحكام منذ ٨ آذار ٩٦٣ ام الذي استولى فيه حزب البعث على الحكم. وفرَّط في الجولان، وفي القنيطرة التي أعلن سقوطها قبل ٤٨ ساعة من وصول أول جندي صهيوني إليها، كما حدث في وقته الحرب الأهلية بلبنان، فدخلها لأسباب سياسية، رفع فيها من شأن الشيعة، وقصف مدينة طرابلس عشرین یومًا، کما دمّر مخیّم تل الزعتر بأكمله، وكان يعيش فيه (١٧٠٠٠) فلسطيني. وأمر بقصف سجناء تدمر من شباب الإسلام بالطائرات، فقتل المتات منهم في نصف ساعة. وقد اعترض الإخوان المسلمون على حكمه، وكانوا أقوى ما يكونون في حماة، فانتقم منهم انتقامًا عنيفًا لم يشهد العصر مثيلًا له، وورد الخبر عنها في موقع الجزيرة نت (٣٠/٥/٣٠) هكذا: «بدأت محزرة حماة في الثاني من فبراير (شباط) ١٩٨٢، حين باشرت وحدات عسكرية حملة على المدينة الواقعة وسط سورياء وتمَّ تطويق المدينة وقصفها بالمدفعية قبل اجتياحها عسكريًا وقتل واعتقال عدد كبير من سكانما، وراح ضحية الجزرة الآلاف أو

عشرات الآلاف من أبناء حماة وفق روايات متعددة. وتشير بعض التقديرات إلى سقوط ما بين عشرين وأربعين ألف قتيل، وفقدان نحو ١٥ ألقًا آخرين لا يزال مصير عدد كبير منهم مجهولًا حتى الآن. وفضلًا عن القتلى والمفقودين، فقد تعرضت المدينة - الواقعة على بعد نحو ٢٠٠ كلم شمال العاصمة دمشق - لخراب كبير شمل مساجدها وكنائسها ومنشآتها ودورها السكنية، مما أدًى إلى نزوح أعداد كبيرة من سكانها بعد انتهاء الأحداث العسكرية. وتشير التقارير التي نشرتما الصحافة الأجنبية عن تلك المحزرة إلى أن النظام منح القوات العسكرية كامل الصلاحيات لضرب المعارضة وتأديب المتعاطفين معها. وفرضت السلطات تعتيمًا على الأحبار لتفادي الاحتجاجات الشعبية والإدانة الخارجية. وبرَّرت السلطات وقتها ما حدث بوجود عشرات المسلحين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين داخل مدينة حماة. وجاءت تلك الأحداث في سياق صراع عنيف بين نظام الرئيس حينها حافظ الأسد وجماعة الإحوان التي كانت في تلك الفترة من أقوى وأنشط قوى المعارضة في البلاد». ومات في ١٩ ربيع الأول، ١٠ حزيران(١٠).

وعنوان رسالته في الماحستير التي حصل درجتها من كلية الطب بجامعة الإسكندرية عام ١٣٩٠هـ: دراسات في الخواص الطبيعية والكيماوية للسائل الأمنيوسي (١).

#### الحافظ غلام مصطفى (۱۳۳۱ - ۱۶۱۶ه = ۱۹۱۷ - ۱۹۹۳م) أديب إسلامي.

من الهند. درّس العلوم الإسلامية في المدارس الدينية المتعددة في «مرزا فور» و «فتح فور» و «جون فور» و و «بانده». وغيّن في قسم العلوم الدينية بجامعة عليكره الإسلامية، وعاش مع أسرته في عليكره. وكان من الأساتذة الذين جمعوا بين العلوم الإسلامية والمعصرية واللغات العربية والإنجليزية والأردية، ولما خدمات علمية. وكان حافظًا للقرآن الكريم، مواظبًا على تلاوته. توفي في ١٤ ارجب، ٢٧ كانون الأول (ديسمبر).

وقد ألَّف كتبًا منها: الاتجاهات الإسلامية في الشعر العربي الإسلامي (بالإنجليزية)، عمر بن الفارض (بالأردية)، إخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام للأسدي (تحقيق)(").

من مدينة دهوك في كردستان العراق. أكمل دراسته الجامعية في كلية التجارة والاقتصاد ببغداد. انتمى إلى الحزب الشيوعي، وأصدر بالكردية بحلة (روناهي) على نفقته، وكانت أول مجلة كردية تصدر باللغة الكرمانجية، من مؤسسي نادي الارتقاء الكردي، عمل في الإذاعة الكردية مدة طويلة، ونال حظه من الاعتقال والتعذيب، انتقل بعدها إلى النمسا، وصار رجل أعمال، عاد أخيرًا ومات فور وصوله إلى بلده أمام داره في ١٨ ربيع الأول، ٣ آذار (مارس).

وهو صاحب امتياز (دار سبيريز للنشر والطباعة) في كردستان.

وصدر له: قاموس القاضي: كردي عربي، عربي كردي.

كما صدرت مذكراته في جزأين بالعربية والكردية.

وله ديوان شعر، وبحموعة قصص، ومؤلفات أخرى. وضاع له كتابان (١٠).

حافظ القباني = حافظ أحمد القباني

#### حافظ قبیسی (۱۳۵۰ – ۱۹۸۸ ه = ۱۹۳۱ – ۱۹۸۸م)

فيزيائي، حزيي.

من «زِنْدِين» في قضاء النبطية بلبنان. حاصل على الدكتوراه في الفيزياء، ومثلها في الأدب العربي، مستشار في الجامعة الإسلامية بلبنان، مؤسّس وأمين «جمعية تقدم العلوم في لبنان»، مؤسّس «الجمعية الفيزيائية العربية»، أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية، مؤسّس ورئيس لجنة «الصباح الوطنية»، أمين الحزب القومي السوري، رئيس الحكمة الحزب العليا، عضو اللجنة الثلاثية للحزب. أحدث مركز علمي باسمه في طرابلس الشام. وله كتب، منها: الأطلس العلمي: علم وله كتب، منها: الأطلس العلمي: علم وله كتب، منها: الأطلس العلمي: علم

عنكاوا ١٥/٣/١٥ .٢٠١م، ٢٠١٠/٣/١٥م.

حافظ القاضي (۱۳٤۸ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۲۹ - ۲۰۱۰م) کاتب کردي يساري.



(۲) نعي باسم «حافظ يوسف مجاهد»، واسمه على رسالته
 (حافظ علي يوسف)، ولعله يعرف به «حافظ يوسف».
 (۳) البعث الإسلامي (شوال ١١٤٤هـ) ص ١٠٠، آفاق الثقافة والتراث ع ٥ (عرم ١٤١٥هـ) ص ١٤٢.

#### حافظ علي يوسف مجاهد (۰۰۰ – ۱٤٣٠هـ = ۰۰۰ – ۲۰۰۹م)

طبيب متخصص.

استشاري أمراض النساء بجامعة الإسكندرية. مات نحو ١٣ جمادى الأولى، ٨ أيار (مايو). له العديد من الكتب في الجحال الطبي والديني والاجتماعى، منها: كيف تفكر المرأة؟

(۱) الموسوعة العربية العالمية ۷۱۷/۱، دليل الإعلام والأعلام ص۳۸۲، الموسوعة العربية السورية ۲۰۱۲/۲ المجتمع ع ۱۳۳۹، ۱۶۰۰، الجزيرة نت ۱۳۲۰/۳۰، و و ۲۰۱۲/۲/۱۱ وم، ومما كتبه هيشم المالح في الشبكة العالمية للمعلومات عن وليد المعلم في ۲۰۱۱/۵/۲۰م، مجمل عقائد الشبعة في ميزان أهل السنة والجماعة/ مملوح الحربي ص١١٥.

الحيوان (مراجعة وتحقيق مع عصام المياس)، الأطلس العلمي: فيزيولوجيا الإنسان (مراجعة وتحقيق مع السابق)، الأطلس العلمي: عالم النبات (كالسابق)، الطاقة الشمسية، دليل الباحثين العرب وبحوثهم المنشورة سنة ١٩٧٧م(١).

حافظ محمود حسنين (1441 - VIZIA = VIPI - 18814) محرر صحفی سیاسی.



من القاهرة. حصل على إجازة في الفلسفة. رأس تحرير جريدة «السياسة» الأسبوعية، و «السياسة» اليومية، وجريدة «القاهرة». وعمل في «الجمهورية» حتى وفاته. انتحب نقيبًا للصحفيين، وعضوًا في مجالس، اشترك في إعداد لائحة العمل الصحفي، وقانون معاشات الصحفيين، وآداب مهنة الصحافة. نائب رئيس مؤتمر الصحفيين العالمي في براغ. حصَّل أوسمة وجوائز، ومثَّل مصر في العديد من المؤتمرات، من أهمها مؤتمر الصحفيين العرب عام ۱۳۷۳ه. مات في ٦ شعبان، ٢٦ كانون الأول.



حافظ محمود رأس تحرير جريدة (القاهرة) وغيرها

(۱) قرى ومدن لبنان ٦/ ٠٢٨. و «تبيسي» اسم أسرة شيعية، كما في معجم أسماء الأسر ص ٧٢٦.

ومن عناوين كتبه: أسرار صحفية، أسرار الماضي، الإعلام الصهيوني، بنات سنة ۲۰۰۰، حكايات صحفية، طلعت حرب (بالاشتراك)، فلسفة الثورة، القاهرة بين جيلين، مذكرات منسية، المعارك الأدبية(٢).

حافظ موسى عامر ( ۱۰۰۰ - قبل ۲۸ ۱۶۳ه = ۲۰۰۰ - قبل ۲۰۰۷م) عالم عقائدي.

من مصر. حصل على الدكتوراه من قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق في جامعة القاهرة عام ٦ ١٤١ه. وكتب في نقد الشيعة. ومما طبع له: أصول وعقائد الشيعة الإثنى عشرية تحت الجهر ودور ابن سبأ في تأسيسها ونشأتها (أصله جزء من رسالته في الدكتوراه)، عصمة الإمام في الفقه السياسي الشيعي: الدستور الإيراني في ميزان الإسلام (أصله دكتوراه، ٣مج)، الشيعة والتوحيد: قصة الهدم الشيعى للتوحيد (مستل من رسالته المذكورة)، الشيعة والخمس: قصة السلب الشيعي بخمس الإمام (مستل من رسالته السابقة)، الشيعة والسلف: قصة التشويه الشيعي للسلف، الشيعة والكتاب والسنة: قصة التدمير الشيعي للكتاب



(٢) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص ٩٩، موسوعة أعلام مصر ص ١٧٠، القيصل ع ٢٤٤ ص ١١٦، أعلام الصحافة في الوطن العربي ١/٣٧٠.

حاكم محمد حسين ( . . . - بعد ۱۳۹۹ه = . . . - بعد ۱۷۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

حافظ النتشة = حافظ عبدالغنى النتشة

حافظ يوسف = حافظ على يوسف مجاهد

حاكم بن مالك الزيادي

(7771 - 1731a = 2381 - 0447a) (تكملة معجم المؤلفين)

حامد آيتاج الآمدي (P . 71 - 7 + 21 & = 1 P / 1 - 7 / P 1 5) خطاط عالمي مشهور.

اسمه الحقيقي «موسى عزمي بن ذو الفقار



ولد في ديار بكر بتركيا، درس فن الخط في استانبول، وتعلم من عدة خطاطين، منهم أحمد كامل وأحمد حلمي ووحيد أفندي، وتعلم كتابة الطغراء من إسماعيل حقى، كما تتلمذ على سعيد أفندي الذي كان إمامًا لأحد المساجد، قلَّد كبار الخطاطين، وساعد المشهورين منهم، حيث احترف فنَّ الخط وأصبح يدرِّسه، بعد أن تخرُّج من مدرسة الصنائع النفيسة، وعمل في أكثر من جهة، منها مطبعة الأركان الحربية العمومية في استانبول. وكتب لوحات خطية آية في الجمال، كما قام بأعمال الحفر والزنكوغراف

وتذهيب المصاحف، وكانت صنعته في كل أنواع الخطوط العربية, إلا أن شهرته كانت في الثلث الحلى, واتسعت شهرته، وتخرج على يديه العديد من طلاب الخط من شتى أنحاء العالم الإسلامي، وأجاز الكثير منهم، أمثال محمد هاشم البغدادي وغيره. وترك كتابات قرآنية في مساجد، منها مسجد أيوب، وقبة مسجد كوحاتيب بأنقرة، ومساجد أخرى كثيرة بإستانبول ودنزلي وشانا قلعه. كما كتب أربعين حديثاً نبوياً، وكثيراً من كتب تعليم الخط، والآلاف من مختلف الكتابات الإسلامية والمدائح النبوية والأشعار وغيرها. وكانت قمّة إنتاجه نسخ المصحف الشريف مرتين بخطّ يعتبر من أجمل الخطوط، وقد تمت طباعته في استانبول وبرلين وتعد من روائع المصاحف التي طبعت في العالم. وهو صاحب أشهر ثلاث طغرائيات، هي: طغراء الملك فيصل ملك السعودية، وطغراء السلطان عبد الحميد الثاني سلطان الدولة العثمانية، وطغراء الإميراطور محمد رضا بملوى شاه إيران. ولعل أبرز أعماله الخطية لوحة سورة الفاتحة، وفيها قلّد الخطاط مصطفى راقم، وبقى يخطّها ستة أشهر كاملة، فكانت آيةً من آيات الحُسن والحمال. توفي بإستانبول في ٢٤ رجب، ١٨ أيار (مايو)، ودفن عند قدمى شيخ الخطاطين حمد الله الأماسي، في مقبرة أبي أيوب الأنصاري<sup>(١)</sup>.



(١) عملاطون مبدعون ص ١٧٩، معجم مصطلحات الخط العربي والخطاطين ص ٣٧، رحلة المصحف الشريف من الجريد إلى التجليد/ حسن قاسم البيائي ص ٢٢٢، ملف عنه في بحلة «حروف عربية» العند الثاني، الفيصل ع ٦٦ (ذو الحجة ١٩٠١هـ)، الموسوعة الحرة ٢٠١١/١/٦م، صحيفة فنون الخليج ٢٥/١١٤١هـ.



حامد آيتاج (أنموذج من خطه)

حامد إبراهيم صباحي (١٣٨٧ - ١٤٢٦ه = ١٩٦٧ - ٢٠٠٥م) داعية قيادي.



ولد في مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ في مصر. نخرِّج في كلية الفلسفة بجامعة طنطا، انضم إلى جماعة الإحوان المسلمين عام ١٤٠٦هـ، درَّس، ولكن السلطة حوَّلته إلى عمل إداري خوفًا من تأثيره على الطلبة، وكان من قيادات الإخوان في المحافظة. قدُّم الكثير في مجال الدعوة والعمل الخيري، وكان ماهراً في تحارة مواد البناء، وماهراً أيضاً في بناء النفوس وتربيتها ورعايتها، وقد هدى الله على يديه أناساً كثيرين، ويستر لشباب كثيرين دخول المساجد على يديه، كما قدَّم العديد من أعمال البرّ والخير في محافظة كفر الشيخ. سُجن في مزرعة طرة عام ١٤٢٠هـ، واعتقل كذلك عام ١٤٢٦هـ، وعُذِّب. انطلق في جولة دعوية بعد خروجه من المعتقل، وتوفي إثر حادث سيارة في ٨ رجب، ۱۲ أغسطس بكفر الشيخ (٢).

حامد أحمد القدّاح (۱۳۳۳ - ۱۹۱۱ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۹۱م) مهندس.



ولد في ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية في مصر. حصل على شهادة المعهد الملكي للهندسة (أو الكلية)، عمل في مشاريع وشركات، ثم أنشأ أول مصنع حديث لصناعة مواد البناء، وشارك في تأسيس اتحاد المهندسين العرب، وأسس جمعيات هندسية، مثل: الجمعية المصرية للمهندسين الاستشاريين، والجمعية العربية للتعدين والبترول، وغيرهما. كما شارك في تأسيس الآسيوية والإفريقية للإسكان عام ١٣٨٨ه الآسيوية والإفريقية للإسكان عام ١٣٨٨ه (١٨). وعمل مستشارًا لوزارة الزراعة.

حامد أنور أبو شادي ( ٠٠٠ - ١٤٢٣ هـ = ١٠٠٠ م) (تكملة معجم المؤلفين)

**حامد بدرخان** (۱۳٤۳ – ۱۹۱۱ه = ۱۹۲۴ – ۱۹۹۱م) شاعر کردي. اسمه الحقیقی حمید مراد خضر.

> (۲) موقع محمد مسعد یاقوت (۱٦ یونیو ۲۰۰۷م)، وکذا نشره فی موقع رابطة أدباء الشام.

(٣) موقع ومركز ومدينة ميت سلسيل (٢٣١ه).



ولد في قرية «شيخ الحديد» بمنطقة عفرين في سورية، انتقل إلى تركيا وتعلم اللغة التركية هناك، وتحرّج في قسم الآداب بجامعة إستانبول، كما درس في المعاهد الفرنسية، وأسهم بالكتابة في الصحف، تعرّف على «ناظم حكمت» وآخرين في السجون والمعتقلات، وكان ذا فكر يساري. عاد إلى قريته ليكتب بالعربية ولغات أخرى، بينها الفرنسية والكردية وتعرّف على كبار الأدباء بدمشق، وكتب في صحفها. مات في ١١ ذي الحجة، ٢٩ نيسان.

له: على دروب آسيا، ليلة الهجران، الأغاني الجبلية (خ)(١).

حامد البيتاوي = حامد سليمان البيتاوي

حامد جامع = حامد عبدالحميد جامع

حامد الجوجري = حامد حسن الجوجري

حامد الحرفة (۰۰۰ - قبل ۱۶۲۷ه = ۰۰۰ - قبل ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

حامد حسن الجوجري (۱۳۶۱ – ۱۳۴۱ه = ۱۹۲۷ – ۲۰۱۳م) أديب وكاتب إسلامي تربوي.

(١) موقع ملونة وطن ١/٢٧ ١/٩٠٩م.



من مواليد دمياط بمصر. نال إجازة من دار العلوم، ودراسات عليا. وكان مديرًا عامًا بالتربية والتعليم، وقدَّم برامج تعليمية في اللغة العربية بالتلفزيون، عمدة سواحل كفر البطيخ، عضو اتحاد كتّاب مصر، ونقابة المعلمين، ورابطة الأدب الحديث، ونادي دار العلوم. حصل على جائزة (أحلى الكلمات) من مديرية التعليم بالقاهرة، ونعي يوم الاثنين من مديرية التعليم بالقاهرة، ونعي يوم الاثنين

مؤلفاته الأدبية: الصدِّيق أبو بكر، الطريق (شعر)، فاكهة الخريف (شعر)، رحيل الحلم (شعر)، دروب السحاب (شعر)، الأعمال الشعرية الكاملة، حفنة من التراب (رواية)، أناشيد مصورة، السفر في المعركة، مجموعة سلسلة أخبار اليوم التعليمية في اللغة العربية، سلسلة بحوم خلف الغيوم، سلسلة صور رمضانية، سلسلة عاداتنا في مرآة الإسلام، صحابيات في ركب الدعوة (٢٠).

حامد حسن مطاوع (۱۳۲۷ – ۱۳۳۱ه = ۱۹۲۸ – ۲۰۱۰م) عرر صحفی.



(٣) موقع اتحاد كتاب مصر (بتاريخ نعيه)، الأهرام ع
 (٣) ١٩٣٤ (١/٥/٤)

ولد في مكة المكرمة، نشأ يتيمًا، تعلم في حلقات المسجد الحرام، وخاصة علوم اللغة، وتخرَّج في مدرسة تحضير البعثات، وتلقى دورة لدراسة الاقتصاد وإدارة الأعمال والشؤون المحاسبية، عمل مساعدًا لرئيس شعبة بالمديرية العامة للحج بوزارة المالية، وبدأ حياته الصحفية أمينًا لصندوق جريدة «البلاد» عام ۱۳۷۲ه، (التي كان اسمها سابقًا صوت الحجاز) وترقى في مناصبها إلى أن ترأس تحريرها عام ١٣٨٤هـ حتى ١٤٠٦هـ. وكان عضوًا في عدة محالس، ونائبًا لرئيس جمعية البرِّ الخيرية عكة المكرمة. ويقول عن تحربته الإعلامية إنه لم يتجاوز الخطوط الحمراء «وإلا لما بقيتُ في منصبي أكثر من عشرين عامًا». ويضيف «إنه ليس هناك ما لا ينشر، ولكن كيف ينشر؟» وقال متابع في «العربية نت»: «وعرفت الندوة بخطها الإسلامي الملتزم في التعامل مع الحوادث بمرونة وانتقاء». قلت: وكانت تلتزم هذا الجانب في مقابل الكتابات والمنافسات الحداثية التي تفيض بها الجرائد الأحرى، وتردُّ عليها. وتوفي أواخر شهر ربيع الأول.

ومما كتب فيه وفي عمله: منهاج صحافي: بعض المناحي التنويرية والفكرية: دراسة في خمج حامد مطاوع/ زهير محمد جميل كتب،

له مقالات كثيرة، ومؤلفاته هي: شيء من الحصاد، فيصل وأمانة التاريخ، المقال والمرحلة، وكتاب مخطوط عنوانه: ابن حسن (وهو مقالات باللهجة العامية المكية)(٢).

حاملا حسن معروف (۱۳۳۷ – ۱٤۲۰ه؛ = ۱۹۱۸ – ۱۹۹۹م) شاعر أديب.

 <sup>(</sup>٣) شخصيات في ذاكرة الوطن ص ٩٦، موسوعة الشخصيات السعودية ص ٥٤٤، الأثنينية ج ١٨، موقع قبلة اللنيا مكة للكرمة (رمضان ١٤٣٢هـ).



من قرية حبسو قرب دريكيش بسورية. تخرج في كلية القديس يوسف بلبنان. مدير الثانوية الأرثوذكسية في السودا - طرطوس. أصدر

بحلة النهضة عام ١٣٥٧هـ (١٩٥٧م) مع

صديق له، عمل في مجلة أسامة (للأطفال)،

درَّس اللغة العربية، ثم عيِّن عضوًا في المحلس

الأعلى للآداب والعلوم والفنون، وعمل في

دائرة المراكز الثقافية، وفي مديرية التأليف

والنشر. رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب

بطرطوس، تفرَّغ للشعر والبحث، وضع

قدِّمت فيه أطروحة إلى كلية الآداب بجامعة

دمشق عام ۲۸۸ ه بعنوان: حامد حسن

والاتحاهات الحديدة في شعره/ حبيب بملول.

من أعماله الشعرية والأدبية: ثورة العاطفة

(٤ مج)، المهوى السحيق، في سبيل

الحقيقة والتاريخ، عبق، أفراح الريف،

الريف الثائر، أضاميم الأصيل، الخنساء،

المكزون السنجاري (٣مج)، صالح العلى

ثائرًا وشاعرًا، الشعر بنية وتشريحًا، الجموعة

الكاملة (مج١)، شعر الطبيعة بين المشرق

والأندلس، صهيل الرمال، وحها لوجه أمام التاريخ، العلويون في التاريخ، أدب ونقد، من

الفلاح الثائر. وله كتب مخطوطة أوردتما في

(تكملة معجم المؤلفين)(١).

نشيد الجامعة العربية عام ٩٤٨ ١م.

حاملا حسني سعيلا (١٣٢٦ - ١٩٠٨ = ١٩٠٨ - ٢٠٠٦م) مصوّر فنّان.



من مصر. تخرَّج في مدرسة المعلمين، شارك في تأسيس جمعية الرعاية الفنية، وعين مديرًا لمراسم الأقصر، ومديرًا للجنة التفرُّغ للفنانين والأدباء بوزارة الثقافة، ومديرًا لمركز الفن والحياة، ورئيسًا لجمعية محى الفنون الجميلة. اعتبر من رواد الحركة التشكيلية بمصر، وكان رائدًا في التصوير، واصل عمله حتى قبل وفاته من خلال سلسلة الندوات الأسبوعية التي كان يقيمها في منزله. وهو أول من أدخل رسم المناظر الخلوية في التعليم العام، ورسم معظم أعماله بالقلم الرصاص. وكان زاهدًا، اختار أن يعيش على الفطرة دون التعامل مع الكهرباء أو التلفزيون أو الحاتف! وأُقيم معرض له بعد وفاته في مكتبة الإسكندرية تحت مسمى (تأملات صوفية) وضم (٩٩) لوحة له، ومن لوحاته ما يبلغ ثمانية وتسعة أمتار. ووصف بأنه (رائد الفن المصرى الحديث). مات في شهر صفر، فبراير.

من كتبه: الشخصية المصرية، المعنى الثقافي للثورة، الفن المعاصر في مصر (تحرير)، المدرسة المصرية في الفن والحياة: الفنون الإسلامية: أصالتها وأهميتها، بناء الإنسان والتعليم. وله كتب أخرى مطبوعة ومخطوطة ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(").

(۱) دليل أعضاء اتحاد الكتاب العرب ص ۲۹۳، موسوعة أعلام سورية ۲/۱۶، معجم البابطين ۲/۲٪، معجم المؤلفين السوريين ص ۱۲۰، الموسوعة لموجزة ۱۲۰/۱، الموسوعة العربية (السورية) ۲۰۳۸.

(۲) الأهرام ۲/۳/۲۱ ۱ه، الشرق الأوسط ع ۱۰۶۱۱
 (۸/۱/۹۱ ۱هـ)، موقع قطاع الفنون التشكيلية في مصر (صفر ۱۶۲۹).

#### حامد حسین صالح (۲۰۰۰ - ۱٤۲۱ هـ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۰م) (تکملة معجم المؤلفین)

حامد حمدون زكي (۱۳۱۶ - ۱۳۹۱هـ = ۱۸۹۱ - ۱۹۷۱م) شاعر الأناشيد القومية الكردية، المعروف عند الجمهور بـ «بي كه س».



ولد في السليمانية، خدم في الجيش العثماني، تتلمذ على أفاضل. عين إمامًا وخطيبًا في جوامع بشمال العراق، قال الشعر وهو فتى، ونحا به منحى قوميًا، وابتدأ بكتابة الأناشيد الوطنية وعلمها في مدارس كثيرة، فاشتهر بشاعر الأناشيد القومية، وأسهم في مكافحة الأمية في مناطق عديدة.

له مؤلفات شعرية كثيرة، منها: رحلة الأسفار (قصة دينية)، المعراج والتلقين (ترجمة إلى الكردية)، ملحمة شيرزاد (في ستة آلاف بيت). كما وصف كردستان بخماسيات شعرية رقيقة، وخمَّس قصائد كثيرة (آ).

#### حامل حنفي (۱۳۵۹ – ۱۹۲۱ه = ۱۹۴۰ – ۲۰۰۵م) کاتب سینارپو.

من مصر. قدم إلى الكويت أواخر القرن المجري السابق، قدَّم للإذاعة الكويتية برامج عديدة حصدت جوائز، وأعد برامج باللغة بالإنجليزية، وأثرى الدراما التلفزيونية هناك (٣) موسوعة أعلام العراق ٥٠/٣.

# # #

عبر العديد من المسلسلات.

#### حامد خليل

(۰۰۰ – لحو ۲۲۴هد = ۰۰۰ – لحو ۲۰۰۲م) باحث مفکر.

من سورية. عميد كلية الآداب،

من كتبه المطبوعة: أزمة العقل العربي، في الثقافة العربية المعاصرة، المنطق البراجماتية عند تشارلس بيرس مؤسّس البراجماتية، قراءات في الفكر السياسي العربي، كتابات نصر حامد أبو زيد في صحيح الإسلام، الحوار والصدام.

حامد الخولي = حامد متولى الخولي

حامد الخولي ( . . . – بعد ۱۹۸۸ م ) ( . . . – بعد ۱۹۸۸ م ) ( تكملة معجم المؤلفين )

#### حامد زیدان (۲۰۰۹ – ۲۹۱۹ هـ ۲۰۰۹ – ۲۰۰۹م)

قيادي حزبي، كاتب ومحرر صحفي سياسي. من مصر، أحد كبار قيادات ومؤسسي حزب العمل، مؤسس ورئيس تحرير جريدة «أحبار الشعب، نائب رئيس تحرير جريدة «أحبار اليوم»، كاتب بجريدة الأسبوع، مدير تحرير العربية، ثم مدير لمكتبها بالقاهرة لسنوات طويلة. ودخل في معارك صحفية. وصفه كاتب في صحيفة الأهرام بأنه «أشهر وأهم عرر عمالي في تاريخ الصحافة العمالية في مصر» وأنه «واحد من رواد الصحافة الوطنية ذات التوجه القومي العربي الوحيد». وفي الأول من ربيع الأول، ٢٦ شباط

(١) الأهرام (الرقمى) بتاريخ ٢٠١٠/٣/٢٦م وإضافات.

بمدرها مزير المعلى المدري

حامد زيدان مؤسس ورئيس تحرير جريدة (الشعب)

حامد سالم السري = حامد محمد سالم السري

حامد السايح (۱۳۴۰ - ۱۳۲۰ - ۱۹۲۱ - ۱۹۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

حامد سعيد = حامد حسني سعيد

حامد سلطان (۱۳۳۰ - ۱۴۱۲ هـ = ۱۹۱۲ - ۱۹۹۲م) مستشار قانوني دولي.

من مصر، تولى العديد من المناصب، من أبرزها رئاسة الجمعية المصرية للقانون الدولي، وعضوية محكمة القضاء الإداري للأمم المتحدة، وكان المستشار القانوني للرئيس جمال عبدالناصر خلال مفاوضات الجلاء عام ١٩٥٣م، وفي السودان عام ١٩٥٤م، كما اختير ممثلًا لمصر في هيئة التحكيم بشأن طابا، وقد تتلمذ عليه العديد من القانونيين.

من أعماله: القانون الدولي العام (مع آخرين)، القانون الدولي العام في وقت السلم (٢٠).

حامد سلیمان (۱۳۰۸ – ۱۳۹۹ه = ۱۸۹۰ – ۱۹۷۹م) من کبار مهندسی الري.

من مواليد زفتي بمحافظة الغربية في مصر.

(۲) أعلام مصر في القرن العشرين ص ۱۷۱، الفيصل ع
 ۱۸٤، (شوال ۱۶۱۲هـ) ص ۱۲۶.

أثمَّ تعليمه بالقاهرة، وسافر لإنجلترا لدراسة الهندسة. بدأ مهندسًا للري، واشترك في إنشاء خزان جبل الأولياء، ومختلف المشروعات المتعلقة بالري في مصر والدول العربية. انتخب نقيبًا للمهندسين، ورئيسًا لحمعية المهندسين المصرية. أول رئيس لاتحاد المهندسين العرب من مصر، وأول رئيس للجنة الأهلية للسدود والخزانات، وكان رئيسًا للهيئة الدولية للري والصرف في الهند عام ١٣٧٤ه، ووزيرًا للأشغال (أ).

حامد سليمان البيتاوي (١٣٦٤ - ١٣٦٤ه = ١٩٤٤ - ٢٠١٢م) عالم وداعية خطيب.



في قرية بيتا جنوب شرق نابلس، ثم سكن نابلس. حصل على إجازة من كلية الشريعة بالجامعة الأردنية، والماحستير في الفقه والتشريع من كلية الشريعة بجامعة النجاح في نابلس، وتتلمذ على نخبة من العلماء. عمل في المحاكم الشرعية بفلسطين، وعين قاضيًا شرعيًا لحكمة الاستئناف الشرعية بالضفة الغربية، وعضوًا بمجلس القضاء الأعلى. وكان من كبار الدعاة الإسلاميين، الصحوة المباركة بفلسطي،ن وأسهم في الصحوة المباركة بفلسطي،ن وكان خطيبًا للمسجد الأقصى عدة سنوات، ورئيسًا

(٣) أعلام مصر في القرن العشرين ١٧١. وهو غير المهنلس الزراعي بالاسم نفسه المتوفى سنة (١٣٩٠هـ) من مصر. ووقفت على عناوين كتب لهذا الاسم لا تخص الهندسة الزراعية، ونشرت بعد وقائما، فلم أوردها هنا؛ خشية اللبس.

لرابطة علماء المسلمين، لكن سلطات الميهود فرضت عليه الإقامة الجبرية عام ١٣٩٩هـ، ومنعته من السفر خارج الوطن، كما اعتقل عام ١٤١٠هـ، وبعد سنتين أبعد بيهمة الانتماء إلى حركة حماس، وأُعيد اعتقاله عام ١٤١٨هـ، كما اعتقلته السلطة الفلسطينية لمعارضته المفاوضات مع الكيان اليهودي، وكان نائبًا في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة حماس. توفي بالقدس مساء الأربعاء حركة حماس. توفي بالقدس مساء الأربعاء عشرين عامًا من المرض.

وأصدر عدة مؤلفات، دينية وسياسية، منها: سلسلة خطب داعية، ذكريات الإبعاد في مرج الزهور، ذكرياتي في جماعة الإخوان المسلمين، رجال عرفتهم، اليهود، المنافقون في القرآن الكريم، انتفاضة الأقصى(۱).

حامد شحاتة فؤاد (۱۳۵۹ – ۱۹۲۳ه = ۱۹۶۰ – ۲۰۰۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

حامد ضو البيت حامد (۱۳۴۰ - ۱۹۲۱ه = ۱۹۲۱ - ۱۹۹۰م) تربوي وكاتب إسلامي.

من قرية الخلوة غربي النيل الأبيض بالسودان، تخرَّج في كلية غردون، ثم درَّس، وصار مساعد مفتش تعليم مديرية الخرطوم، وكان عضوًا في كثير من اللحان والهيئات، منها هيئة إحياء النشاط الإسلامي. وتوفي بأم درمانيوم ١٢ عرم، ١٠ حزيران (يونيو).

كتب وأصدر دراسات في الدين والأدب

(۱) موقع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (إثر وقاته)، الجزيرة نت ۱۶۳۲/۰۱۲ هـ، موقع عائلة شبير بفلسطين والشتات ۲۰۰۱۲/۶/۸.

والنقد والاجتماع، منها: رحلة مع خلاوي الله المورت الله الله عليه وسلم، مذكرات جيل، خواطر مسلم، إسلاميات، ديوان شعر (خ)(٢).

حامد بن ظافر العمري (۱۳٤٧ - ۱۹۱۵ه = ۱۹۲۸ - ۱۹۹۵م؟) (تكملة معجم المؤلفين)

حامد بن عبدالحمید جامع ( ۰۰۰ – ۲۰۰۶ ه = ۰۰۰ – ۲۰۰۶ علاًمة أزهري.



والده من أعيان المنوفية، من الأشراف، حصل على الشهادة العالمية من كلية الشريعة بالأزهر، ثم على العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية بالأزهر، ثم العالمية مع إجازة القضاء الشرعي. كما حصل على إجازة في الحقوق من جامعة القاهرة، والدكتوراه في الفقه المقارن. تلقّى علومه عن كبار العلماء في الأزهر ومشايخه، واستفاد منهم في الجال العلمي والعملي، وكان عالما شافعيًا فاضلًا، دؤوبًا على العمل، دقيقًا فيه، مع تواضع وحنكة وخبرة في الأمور الإدارية. مع تواضع وحنكة وخبرة في الأمور الإدارية. تولى عدة مناصب دينية رفيعة، منها منصب مدير عام بالأزهر، والأمين العام للمجلس مدير عام بالأزهر، والأمين العام للمجلس

(٣) مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء
 بالكويت ١٢٠/١، الأهرام ع ٤٣٠٣٥ (١٩/٨/١٩).
 وهو غير «حامل جامع»، مترجم حضرمي ولعله شيوعي.

#<del>\*\*•</del>

وعضو المحلس الأعلى لنقابة الأشراف بمصر. مات يوم السبت ١٨ شعبان، ٢ تشرين الأول (أكتوبر). من مؤلفاته: المحدرات في رأي الإسلام (مع محمد فتحي عيد)، على بن أبي طالب حاكمًا وفقيهًا.

الأعلى فيها، والأمين العام لجمع البحوث

الإسلامية بها، ووكيل الأزهر. درَّس في

الكلية الإسلامية بطرابلس، وبالدراسات

العليا بالأزهر، والجامعة الإسلامية بالمدينة

المنورة، وجامعة الكويت، وعمل خبيرًا بالموسوعة الفقهية هناك، عضو هيئة الفتوى

فيها. وشارك في العديد من مؤتمرات مجمع

البحوث الإسلامية ومؤتمرات دولية أخرى.

وكان عضو الجالس القومية المتحصصة،

قلت: ويبدو أن الأخير أصله رسالته في الدكتوراه، التي كان عنوانها: على بن أي طالب كرم الله وجهه وأثره في الفقه الإسلامي، وقد حصل على شهادتها سنة ١٣٩٦هـ ١٣٩٦.

حامد عبدالحميد عكاز (۲۰۰۰ - ۱٤۲٥هـ = ۲۰۰۰ م)

حقوقي محام.

من مصر، من أعلام القانون بما، محام بححكمة النقض. مات في شهر آب (أغسطس)، لعله أوائل رجب.

له من المطبوع بالمشاركة مع عز الدين الدناصوري: التعليق على قانون الإثبات، التعليق على قانون المجازة المدنية وحمايتها الجنائية في ضوء الفقه والقضاء، القضاء التنفيذ في ضوء الفقه والقضاء، ملحق التعليق على قانون المرافعات.



(مع إجلال محمد سري)، الصحة النفسية والعلاج النفسي، صورة المعلم في وسائل الإعلام (مع عاطف عبيد وفاروق أبو زيد)، علم النفس الاجتماعي، علم نفس النمو: الطفولة والمراهقة.

حامد عبدالفتاح جوهر (١٣٢٥ - ١٤١٢ه = ١٩٠٧ - ١٩٩٢م) رائد في علوم البحار.





من مصر. أستاذ الصحة النفسية في كلية التربية بجامعة عين شمس، ثم كان عميدًا للكلية، ولعله عمل في مركز البحوث التربوية والنفسية بجامعة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة. مات في شهر رمضان أو شوال. صدر فيه كتاب: من رواد التربية حامد زهران المجلس (۲۰۰۸ – ۲۰۰۸)، من إصدارات المجلس الأعلى للثقافة.

له كتب عديدة، منها: المفاهيم اللغوية عند الأطفال (مع آخرين)، تقنين اختبار المصفوفات المتتابعة على البيئة السعودية: المنطقة الغربية (مع آخرين)، تقنين اختبار رسم الرجل على البيئة السعودية: المنطقة الغربية (مع آخرين)، التوجيه والإرشاد النفسي، دراسات في علم نفس النمو



حصل على الدكتوراه في العلوم من جامعة القاهرة. عُرف بلقب «ملك البحر الأحمر»! لما قام به من أبحاث رائدة في مجال علوم البحار، حيث كان أول مصري يشتغل بحذا العلم، ويقوم بتدريسه في الجامعات والمعاهد المصرية، وأهلته قدراته لأن يصبح عام ١٣٧٨ه مستشارًا للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون البحار. حصل على جائزة الدولة في العلوم، وجائزة الدولة التقديرية، ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى.

له بالاشتراك مع آخرين: معجم البيولوجيا في علوم الأحياء والزراعة.

وعنوان رسالته في الدكتوراه: دراسات عن فسيولوجيا الغدد فوق الكلى ودراسة عامة عن بعض الأحياء البحرية وتفصيلية عن المرجانات اللتية(١).

حامد عبدالله (۱۳۳۱ – ۱٤۰۱ه = ۱۹۱۷ – ۱۹۸۰م) فنان تشکیلی.



من مواليد القاهرة. تعلم الحديد المطروق وأشغال الحص في مدرسة الفنون التطبيقية. رسم الفلاحين في حقول منيل الروضة، وسافر إلى بلاد النوبة حتى وادي حلفا لدراسة الأرض والبيئة وصوّرها في لوحات بالألوان الزيتية، وبدأ لوحاته عام ١٣٥٢هـ (١٩٣٣م)، وعرض أعماله الأول مرة في صالون القاهرة عام ١٣٥٧هـ (١٩٣٨م)، وأبعد من مصر، فأقام في باريس، وانقطع عن تصوير الأشخاص، انشغل بالحرف العربي وتشكيله في رؤى اجتماعية وسياسية، وقال ناقد فني في اتحاهه الحديد: «تخلى تمامًا عن شكل الحرف العربي الأكاديمي المقروء، وأصبح الحرف لديه لا يعنى سوى مثير حيوي غنى بالتقوسات والتلافيف.. مؤلفًا شخوصًا ساخنة تنفجر على السطح...». كما اعتمد في معالجتها على الهندسة كأساس لتحوير الكلمات وتكوينها. واعتبر رائدًا من رواد الحركة الفنية العربية. له مقتنيات لدى الأفراد بمصر وخارجها، وفي متحف الفن المصري الحديث. توفي بباريس في آخر يوم من السنة الميلادية، ١٩ ربيع الآخر (٢).

<sup>(</sup>۱) الأهرام ع ۲۸۰۱ (۱۲/۱۲/۱۲ ۱ه)، الميصل ع ۱۸۸ (صفر ۱۶۱۳)، الموسوعة القومية للشخصيات ملصية البارزة ص ۱۰۰، التراث المجمعي ص ۱۷۷، أعلام مصر في القرن العشرين ص ۱۷۱،

حامد عبدالله ربيع (۱۳۲۶ - ۱۶۱۰ = ۱۹۲۰ - ۱۹۲۹م) أستاذ الاستراتيجية والعلوم السياسية في مصر.



تخرج في كلية الحقوق بالقاهرة، وعيِّن في النيابة العامة، ثم سافر إلى إيطاليا ضمن بعثة جامعة الإسكندرية لدراسة القانون المقارن والتاريخ القانوني، فحصل على الدكتوراه من جامعتی روما وباریس. وکان أول عربي وأجنبي يحصل على درجة الأستاذية من جامعة روما، وقد أشرف على دراسته بالحامعة «أونجو لويس» رئيس وزراء إيطاليا، كما حصل على درجة الأستاذية من جامعة باريس، ولذلك كان يلقب بـ«الدكاترة». واختير عضوًا في مجمع البحوث الفرنسي، وحصل على جائزة الدولية عن بحث بعنوان: «التشريع البحري في العصر الذري»، وكان عضوًا في نادي روما وباريس، وأستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، وأستادًا زائرًا في عدة جامعات أوربية وأمريكية، وهو أول من أشار إلى «النظرية السياسية في الإسلام» حيث عكف على دراستها لمدة (١٥) عامًا متنقلًا بين أشهر مكتبات العالم، وألف عدة كتب في هذا الجال، منها: الإسلام السياسي، والإسلام والقوى الدولية. ويرجع إليه الفضل في إدخال الفكر الإسلامي إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وسط أحواء غاية في الصعوبة، وكان قد التقى

الإمام حسن البنا وهو فتى يافع، فقال له: اذهب يا بني وأكمل ثقافتك وانحل من مصادر العلم فنحن في حاجة إلى مثلك. وكان أول من درس علم النفس السياسي في الشرق الأوسط، وتخرّج على يديه عدد كبير من العلماء والوزراء والسفراء. وخبراء السياسة في العالم العربي. توفي وهو يعد الحلقة الحادية عشرة من الدراسة التي كانت تنشرها صحيفة «الوفد» تحت عنوان: «مصر والحرب القادمة».

ترك تراثًا كبيرًا في الفكر السياسي يبلغ أكثر من (٦٠) كتابًا، منها (١٣) كتابًا باللغتين الفرنسية والإيطالية. ومن آثاره: من يحكم في تل أبيب: حول تحليل علاقة التماسك في النظام الإسرائيلي، الحوار العربي الأوروبي ومنطق التعامل الدولي الإقليمي، الأبعاد الاستراتيجية لصراع القوى الكبرى حول الخليج العربي، تأملات في الصراع العربي الإسرائيلي، فلسفة الدعاية الإسرائيلية، الأوضاع الدولية والتطور المعاصر للدور الإقليمي للمنطقة العربية، الإسلام والقوى الدولية، الثروة البترولية العربية والصراعات الدولية حول النظام الاقتصادى الجديد، الظاهرة الإنمائية والواقع العربي، التجديد الفكري للتراث الإسلامي وعملية إحياء الوعى القومي، الحرب النفسية في الوطن العربي، مقدمة في نظرية الرأي العام، قراءة في فكر علماء الاستراتيجية: كيف تفكر إسرائيل (١٩٤٠).

#### حامد بن عبدالله القاري (١٣١٤ – ١٣٩٦ه = ١٨٩٦ – ١٩٧٦م) عالم قاض، تربوي.

من مكة المكرمة. درس في المدرسة الصولتية، وأخذ العلم عن أساتذتها المشهورين، وعلماء

 (١) مصابيح العصر والتراث ص ٣٢٨، أعلام مصر في القرن العشرين ص ١٢٠، الجنمع ع ١٣٣٧، وع ١٣٥١ ص ٥٥، الفيصل ع ١٥٣ (ربيع الأول ٤١٠١ه) ص ١١١، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة ص ١٠١١.

ومدرِّسي المسجد الحرام. حصّل شهادات علمية وإجازات، وشهادة من رئيس العلماء بمكة تخوِّله لأن يكون موظفًا بالحرم المكي ومدرِّسًا فيه. تعيَّن قاضيًا في ينبع، رحل إلى شرق آسيا ودرَّس هناك مدة. عاد ليكون مدرسًا في تحضير البعثات بمكة، ثم قاضيًا بالقنفذة. وكان مجبوبًا لدى الجميع، له ذكريات عن التعليم وعلماء مكة ومدارسها. وتوفي هناك.

وله: رسالة في أصول الحديث، حاشية على نظم التفسير، تعليقات على الشاطبية، شرح على العاصمية، رسالة في التعريفات والمصطلحات المنطقية(٢).

حامد عبدالمجید سلیمان (۰۰۰ – ۱٤۲۸ = ۰۰۰ – ۲۰۰۷م) (تکملة معجم المؤلفین)

حامد بن عبدالمجيد بن عثمان = عبدالحميد بن عبدالحميد بن عبدالمجيد بن عثمان

حامد عجّان الحديد (١٣١٠ – ١٣٩٧ه = ١٨٩٢ – ١٩٧٦م) كتبي عربق، محقق.



(٢) أعلام المكين ٢/٢ ٤٤٦، رجال وأسر من ينبع ص ١١٤. المنهل ع ٤ س ٤٤، دور علماء مكة في خدمة السنة/ رضا السنوسي، ص ٣٠، مجلة الأحكام الشرعية / أحمد عبدالله التادي ص ٣٠.

من حلب، صاحب أضخم مكتبة تجارية فيها، التي تأسست نحو سنة ١٢٠٠ه، وقد ورث المهنة عن جدّه، ووصل إلى أقاصي الهند للبحث عن المخطوطات، وفي إستانبول أنقذ مخطوطات نادرة وسلّمها إلى أحمد تيمور، حيث كان ناظر النظّار آنذاك، ثم تحولت مكتبته إلى دار الكتب، التي ما زالت تكتظ بالكتب والمخطوطات النادرة، التي كان المترجم له من أوائل من أسهم في تزويدها بحذه الكتب.

وقام بتحقيق عدة كتب(١).

حامد أبو العلا الشريف (١٣٢٨ - ١٤٢٤هـ = ١٩١٠ – ٢٠٠٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

حامد بن علوي الحداد (١٣٣٥ - ١٩١٦ه = ١٩١٦ - ١٩٩٥م) فقيه زاهد مسند.



ولد في قيدون بحضرموت، درس برباط قيدون، وحفظ العديد من المتون العلمية المتداولة، ثم رحل إلى ترجم وأخذ عن علمائها، في مقدمتهم عبدالله بن عمر الشاطري. عاد فدرس بالرباط مع دراسة على شيوخه، ثم سافر إلى ماليزيا ولازم بحا والده مفتي جوهور علوي بن طاهر الحداد، ورحل إلى جاوه، فدرس على من بحا من العلماء، مثل علوي فدرس على من بحا من العلماء، مثل علوي

(٢) نور الأبصار/ علوي بن طاهر الحداد (والترجمة بقلم عدنان بن علي الحداد، زودني بما محمد الرشيد). وصورته من منتليات الفريب.

بن محمد بن طاهر الحداد، ثم انتقل مع والده وأهله إلى حضرموت، ثم إلى الحجاز، فجاور بمكة المكرمة سنة، ثم عاد إلى اليمن فعمل بمحكمة الاستئناف بلحج، وعاد إلى الحجاز بننية بعد انصرام القرن فسكن حدَّة، ودرَّس بمنزله جمهرة من الطلبة، وقصده الراغبون في العلم والرواية. وقد أخذ له والده الإجازة من كبار الشيوخ في وقته مثل محمد راغب الطباخ، ومحمد زاهد الكوثري. وكان زاهدًا، ورعًا، متواضعًا، مكرمًا للناس، حسن الخلق. توفي في ٢٢ من شهر ذي الحجة، ودفن بمكة المكرمة(٢).

حامد العلويني (۱۳۲۸ – ۱۹۲۰هـ = ۱۹۲۹ – ۱۹۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

حامد علي البازي (١٣٣٩ - ١٤١٦ه = ١٩٢٠ - ١٩٩٥م) باحث في التاريخ.



ولد في البصرة. درس المرحلة الإعدادية. عمل على توثيق تاريخ البصرة المتأخّر بالصور الفوتوغرافية. أسهم في الحياة القومية والسياسية. عضو اتحاد الأدباء، وعضو المؤرخين العرب، حصل على وسام المؤرخ العربي من اتحاد المؤرخين. توفي ٢٧ صفر، ٥٢ تموز.

(٣) موسوعة أعلام العراق٢/ ٥٦، معجم المولفين العراقيين
 (٢٩٨/)، معجم المولفين والكتاب العراقيين (١٧٤/)، معجم مورخي الشيعة (٢٣١١)، الموسوعة الحرة (٢/١٢/١٢/).

#### حامد غنيم أبو سعيد (٠٠٠ - ١٤٣٤هـ = ٠٠٠ - ٢٠١٣م)

من كتبه المطبوعة: البصرة في الفترة المظلمة،

الشراب الحلو (قصص)، الأهواز عام

۱۹۸۲م، مع النويهي والناهي، مهيار

الديلمي: شاعر انتصر لآل البيت، حياة

محمد، الفتى العربي الأول على بن أبي

طالب، ثورة العشرين ومساهمة البصرة فيها. وله كتب مخطوطة أوردت عناوينها في

(تكملة معجم المؤلفين)(ا).

. أستاذ التاريخ.

من مصر، عميد عائلة (أبو سعيد) بالمنوفية. نال شهادة الماجستير من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عام ١٣٨٣ه، وتابع دراساته العليا، ثم كان أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة وجامعات سعودية، وكتب بحوثًا ودراسات، وألف كتبًا حول التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، ونعى يوم الأحد ٢٦ رمضان، ٤ آب (أغسطس). كتبه: مراكز الحضارة الإسلامية: مواطنها -أطوارها - روَّادها، قيام دولة بني بويه (أصله ماجستير)، الاقتصاد المصري في القرن التاسع عشر، دراسات في تاريخ إسبانيا والبرتغال في العصور الوسطى، الجبهة الإسلامية في مواجهة المخططات الصليبية: ج١: جبهة الشام وفلسطين ومصر (ريما طبعة جديدة لكتابه: الجبهة الإسلامية في عصر الحروب الصليبية، ٣جر)، دول العالم الإسلامي في العصر العباسي (مع سيد رضوان الندوي)، انتشار الإسلام حول بحر قزوين، العلاقات العربية السياسية في عهد البويهيين، أعلام وأعمال: دراسة نقدية في تاريخ الدولة العثمانية، السيرة النبوية والراشدون.

أيضًا: «أنا سنّى

وعلى مذهب محمد بن عبدالوهاب

التميمي، وهذه

حقيقة»، قُتل بعد يومين من اختطافه

في ١٢ ذي الحجة، ٢ كانون الثاني (يناير). ونعته هيئة

علماء المسلمين

شاعر.



حامد الغوابي = محمد حامد الغوابي

حامد فهمى البلاسي





حامد البلاسي (خطه)

بالعراق بقولها: «اغتالته مليشيا إجرامية طائفية»(٢).

لو أنت لي، كلمات متوحشة، قصائد متمردة (۱).

حامد متولي الخولي

(تكملة معجم المؤلفين)

(۲۲۳۱ - ۱۱31a = · ۱۴۱ - ، ۱۴۱۹) (P1997 - 1976 = 3787 - 1887)

حامد بن محمد باقر بن سهیل (YOT! - YT3! a = PTP! - Y + + Tg)

شيخ مشايخ عشائر بني تميم في العراق.



من (أبو غريب) بالعراق. عمل في أثناء حياة والده وكيلاً له في مزارعه، ثم كان شيخ مشايخ بني تميم، وذكر في لقاء معه أنهم بالملايين في العراق، وأن أبرز مواطنهم البصرة، وكان ضد الاحتلال الأمريكي، وأعطاه صدام صلاحيات واسعة أثناء الاحتلال، وقال

(١) معجم البابطين ٢/٢، وسنة الوفاة من موقع «أسرار وأخبار» بتاريخ ۲۷ /۸/۲۷ هـ، وملتقى التوباد الأدبي ۲٦

حامد محمد سالم السري  $(A \cdot Y \cdot I - I \cdot A \cdot I) = A \cdot I \cdot Y \cdot I - I \cdot Y \cdot A)$ عالم داعية شاعر.



ولد في سنغافورة، انتقل إلى الشَّحر باليمن مع عائلته وهو طفل، استقرَّ بتريم ودرس على علمائها، ثم درَّس وأفتى في حلقات رباط تريم وفي مدرسة جمعية الحق، وقد نشر العلم والدعوة في بلدان إفريقية وآسيوية، ومات بإندونيسيا.

له ديوان شعر كبير عنوانه: الغصن الطري من حدائق الفكر الثري<sup>(١١)</sup>.

أسميتها الحرية. ودواوين بالعامية: حكايات البحر المالح، رباعيات خيام مصري، نصفى ويقول الموج،

من مدينة بورسعيد بمصر، حصل على

الشهادة الثانوية، عمل تاجرًا، وكان عضوًا

عاملًا في كثير من جمعيات الأدب بالقاهرة

وبورسعيد. نظم الشعر وهو في العاشرة، ثم

نشره في كثير من الصحف المصرية، ومثَّل

مدينته في المؤتمرات الأدبية. وله أغنيات

دواوينه: قصائد عن بورسعيد، أرفض أن،

تؤدى في الإذاعة.

مواسم الحب والأمل (ديوان؟). وذكر له تحت الطبع: متوجات على الورق،

(٢) منتديات بني تميم ٦/١٠/٦ ، ٢م وإضافات. (٣) موسوعة شعر الغناء اليمني ٣٤٩/٢. ورسمه من معجم البابطين لشعراء العربية.

# حامد بن محمد العبادى (1241 - 1721 = +411 - 144)

من الطائف. درس في المدرسة الصولتية، عمل في الرئاسة العامة للإشراف الديني، ومدرسًا بمعهد الحرم المكي، كما درَّس في المسجد الحرام. وكان مشاركًا في الكتابة، ويردُّ على الأخطاء والشبهات. مات في شهر جمادي الأولى.

من مؤلفاته: البيان الشافي في تصحيح ما جاء في رسالة العباسي، السفينة الماخرة إلى البرزخ والدار الآخرة، خطب ومواعظ مختارة، من حِكم الشريعة وأسرارها<sup>(١)</sup>.

#### حامد محمد العويضي $(VVVI-PYIIA=VOP-\tilde{\Lambda},,\gamma_4)$ خطاط ورسّام مصمّم.



من مدينة قوص عصر، ترك كلية المندسة ليدرس الخطُّ العربي في المدرسة السعيدية، ثم حصل على دبلوم فيه، وتخرَّج في كلية الإعلام بجامعة القاهرة. بدأ في كتابة اللوحات على الجدران وفي الكراسات، وتطوع بكتابة لوحات الحجاج على المنازل. له معارض كثيرة في فن الخط العربي، وإسهامات في بحال إخراج الكثير من الإصدارات، والعديد من التصميمات، وقد بدأ العمل في الصحافة خطاطاً في إصدارات حزب (١) موسوعة أسبار ٢١٧/١، معجم الكتاب والمؤلفين في

السعودية ص ٩٦.

التجمع وجريدة الأهالي، وعمل سكرتيراً بحا، وكان يحلم بالاشتراكية ويهتم بحا، ويفخر بالقومية العربية. ثم انتقل إلى جريدة الأهرام ، وعمل في دار المستقبل، وصمَّم سلسلة (كتاب الأهالي)، وبعلة (آفاق الاشتراكية). وفي انتقاله إلى (الأهرام) أشرف فنياً على إصدارات مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وكان المدير الفني للمركز، كما تعاون مع أكثر من دار نشر. وكان محبًا للتصوف، ولأشعار ابن الفارض، ومغرمًا بالموسيقي الكلاسيكية وبالتواشيح الدينية والتراتيل القرآنية ، وكتب في ذلك مقالات عديدة. اهتم بتصميم الخط العربي في الحاسوب وقطع فيه شوطًا كبيرًا وأبدع، وانتشرت تصميماته في الخطِّ حتى في عوالم أوربية. وأدَّى فريضة الحج قبل العام الذي توفي فيه. ومات يوم الجمعة ٦ ربيع الأول،



۱٤ آذار (مارس)(۲).

حامد العويضي (لوحة من خطه)

حامد بن محمد فال الديماني (١٣٢٣ - ١٩٠٧ه = ١٩٠٥ - ١٩٨٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

حامد محمد ندا (7371 - +131a = 3781 - +881a) فنان تشكيلي.

(۲) الأهرام ع ٤٤٢٩٤ (١٤٢٩/٣/٧)، منتدى موقع مدرسة قوص الإعدادية بنات (بعد وفاته). وخطه من موقع (هلوسة)،



مولده في القاهرة. حصل على دبلوم التصوير من الكلية الملكية للفنون الجميلة بالقاهرة، و دبلوم الدراسة في التصوير الحائطي والتصميمات من أكاديمية سان فرناندو للفنون الحميلة بمدريد. أستاذ بقسم التصوير في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، رئيس القسم، أستاذ الرسم الجداري، أقام معارض خاصة، وشارك في جماعية محلية ودولية، وله مقتنيات رسمية وخاصة في الداخل والخارج. أحد مؤسّسي «جماعة الفنّ المعاصر» التي قامت بدور ريادي في تأسيس حركة تشكيلية مصرية خلال عقد امتد من عام ١٩٤٦م حتى ١٩٥٥م، ولم يقيَّض لهذه الجماعة الاستمرار. عضو لجنة تحكيم جوائز الدولة عام ١٣٨٦هـ (١٩٦٦م). نال جوائز دولية، منها جائزة صدام حسين العالمية في التصوير. توفي في ظروف انقطاع تيار كهربائي يوم الأحد ٣ ذي القعدة، ٢٧

أصدرت الحيئة العامة للاستعلامات كتابأ عنه كتبته فاطمة على.

كما صدر فيه كتاب بعنوان: حامد ندا نجم الفن المعاصر/ صبحي الشارويي له العديد من المقالات الفنية المنشورة في الجالات والجرائد المصرية(١).

<sup>(</sup>٣) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص ١٠١، الفيصل ع ١٦٤، (صفر ١٤١١هـ) ص ١٢٢، الأهرام ع ٤٦٢٣٧ (١/٩/٩)، موقع قطاع الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة المصرية (٤٣٤).

مارس التدريس في الثانويات وكلية الحقوق،

وعمل أستاذًا لمادة الشريعة الإسلامية حتى

سنة ١٣٦٦ه، وعيّن عضوًا في مجلس

التمييز الشرعي، فرئيسًا لديوان التدوين

القانوني. شارك في تحرير جعلة ديوان التدوين

القانوني، وأعطى استشارات قانونية كثيرة إلى

مؤسّسات الدولة. أسهم في لجنة السنهوري

لوضع أسس القانون المدنى العراقي، وكان

من المشاركين في مؤتمر حقوق الإنسان التابع

طبع من كتبه: بيان حقوق الإنسان (ترجمة)،

الجهاد في الإسلام: ماضيه وحاضره، دليل

التشريع العراقي، فتح الجزائر: مذكرات

المارشال ماكماهون رئيس جمهورية فرنسا

سنة ١٨٧٣م (ترجمة)، القانون الدولي

الخاص العراقي، القانون المدنى العراقي:

الملكية وأسبابها (ج١)، القضاء الإداري

في العراق، مبادئ القانون الإداري العراقي،

الملكية العراقية في العراق مع مقارنة القانون

المدنى العربي المصري والسوري (ج١)،

مبادئ القانون الدولي الخاص من وجهة نظر

القانون العراقى، النظام القانون للمؤسسات

العامة والتأميم في القانون العراقي، ويشتمل

على ملحق في التشريعات(٢).

لجامعة الدول العربية سنة ١٩٦٨م.

١٣٩٥ه، ثم كان أستاذ الشريعة والقانون

للدراسات العليا بالأزهر، وصدرت له كتب



من مواليد مكة المكرمة، تعلم في مدارسها عيادة طبية بمكة، وعيَّنه الملك عبدالعزيز وعلمية في الخارج، وعيِّن وزيرًا للصحة عام ١٣٨١هـ. وكان مديرًا عامًا لجريدة الندوة، ورئيسًا للحمعية الخيرية بمكة، ومن أوائل ويقول هو إنه عندما حصل على إجازة في يتعدى ٤٠ طبيبًا سعوديًا. توفي فجر يوم

له كتاب «قصة البوال السكرى» نشر عام



حامد محمود إسماعيل

( \* \* \* - P Y 3 / a = \* \* - \* \* \* Y 4)

من مصر. حصل على الدكتوراه من

كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام

(١) رواد وأعلام الطب والعلوم الصحية ٩٥/١، بحلة الحج

والعمرة (رمضان ٢٠١هـ) ص٣٤ (لقاء معه).

فقيه أصولي.

# الأربعاء ٩ شعبان، ٢١ يوليو. 0 MT 1 (1).

طبيب وزير.

حامد محمد الهرساني



وفي المسجد الحرام، وابتعث إلى مصر فتحرَّج طبيبًا من جامعة القاهرة، وعاد فافتتح أول رئيسًا لهيئة المطوّفين. حضر مؤتمرات طبية مؤسّسي جامعة الملك عبدالعزيز، وكان الأطباء في بلده يعتبرونه شيخ الأطباء، لكونه من أول دفعة الأطباء السعوديين. الطب عام ١٣٧٨ه كان عدد الأطباء لا

(0771 - 1731a = A181 - 1740)

عديدة في صنعاء فلعله درَّس هناك أيضًا. مات في شهر جمادي الآخرة، يونيو. من مؤلفاته: أصول الفقه: دراسة في الأحكام الشرعية ومتعلقاتها، أصول الفقه الإسلامي: دراسة في الأدلة الشرعية وطرق استنباط الأحكام، تشريع الزِّكاة والضريبة في الإسلام: دراسة فقهية مقارنة، الجنايات وعقوباتها في التشريع الإسلامي: دراسة فقهية مقارنة،

الاقتصادي في الإسلام. وعنوان رسالته في الدكتوراه: ابن فرحون وكتابه التبصرة في القضاء.

باحث في فقه الكتاب والسنة، النظام

حامد محمود شمروخ ( . . . - 1731 = . . . - 0 . . . . ) (تكملة معجم المؤلفين)

حامد مصطفى العاني (VYYY - 1111 a = P. P1 - 177Y) مستشار قانوبي.



ولد في مدينة (عنه) بالعراق، درس في جامعة السوربون بفرنسا وانقطع عنها بسبب أحداث الحرب العالمية الثانية، عاد إلى بغداد وانتمى إلى كلية الحقوق وتخرج فيها،

حامد ميان بن محمد ميان الرضوي (0371 - P+31& = 1781 - AAP19) (تكملة معجم المؤلفين)

حامد بن ناصر النزوي  $(\cdots - i \times e^{-1})$ (تكملة معجم المؤلفين)

(٢) موسوعة أعلام العراق ٥٠/٣ معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ١٨٢/٢، معجم المؤلفين العراقيين ١/٠٠٠، أعلام الوطنية والقومية العربية ص ٣١٨، أعلام الأدب في العراق الحديث ١٩٠/٣ (ووفاته في هذا المصدر ١٩٨٧م).

#### حامد نزال السعودي (۱۳۵۸–۱۳۲۸ه = ۱۹۳۹–۱۱۰۱م)

مهندس مخترع صابئي.

من مواليد قضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار العراقية. تعلم في ثانوية البصرة، ودرس الهندسة الميكانيكية في إنحلترا، وانتخب هناك رئيساً لرابطة العرب، وحرّر بحلة «الهدف»، ومنها إلى ألمانيا للتدريب، عاد وعمل مهندساً في مصلحة الكهرباء بالبصرة، والتحق بالقوات الجوية، وأرسل في بعثة للتخصص في هندسة الطائرات، عاد وعمل ضابطاً مهندساً في القوة الجوية وكلية الطيران أكثر من (٢٠) عاماً، وارتقى إلى رتبة عميد مهندس، وبحث في مجال الطاقة الشمسية فتمكَّن من استخدامها في تشغيل أجهزة نقاط الرصد الجوى الأمامية البعيدة عن مصادر الطاقة الكهربائية، كما تمكّن من الحصول على براءة اختراع لأول سيارة عراقية تعمل بالطاقة الشمسية من تصميمه وتنفيذه، وكان عضواً في المحلس الروحاني الأعلى لطائفة الصابئة المندائيين، وعمل معهم في تأسيس أول كيان لهم في هولندا، فتأسّست عام ١٩٩٦م "جمعية الصابئة المندائيين " للمِّ شملهم هناك، ومات في ١٤

صدر له كتاب: حقيقة الصابئة المندائيين: بحث في تاريخ أمة حاضرة منسية(١).

حامد بن يوسف يوسف (١٣١٦ - ١٣١١ه = ١٨٩٨ - ٢٠٠٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

حاييم الزعفراني (۱۳۲۱ - ۱۹۲۷ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۶م) باحث لغوي يهودي.

(١) مما كتبه راغب هيجان عطوان في شبكة «ذي قار»
 (١٤٣٤هـ).



ولد في مدينة الصويرة بالمغرب من أسرة يهودية متمسّكة بثقافتها اليهودية. حاز على دكتوراه البحث في الدراسات الشرقية، ودكتوراه الدولة في الآداب والعلوم الإنسانية، ودبلوم في اللغة العربية من جامعة محمد الخامس بالرباط، التي أحدث بما كرسيًا لتدريس اللغة العبرية، وشهادة في اللغة العبرية من جامعة القدس. درَّس، وعمل مفتشًا، وكان عضوًا في اللجنة الملكية لإصلاح التعليم، وأستاذًا للغته بمعهد اللغات الشرقية بباريس، وبالمركز الوطني للبحث العلمي، وبجامعة باريس الثامنة، وترأس شعبة اللغة العبرية والحضارة اليهودية بما. وكان عضو بحلة «آفاق مغربية»، وعضوًا نشيطًا في أكاديمية المملكة المغربية، وباحثًا في محال اللغويات: العربية والعبرية والأمازيغية، وحبير اللجنة الوطنية الفرنسية. مات في باريس ٣٠

صدر له (١٥) مؤلفًا، وما يزيد عن (١٥٠) مقالًا تعالج موضوعات تحم الفكر والأدب واللغات اليهودية بالغرب الإسلامي، منها كتاب: ٢٠٠٠ سنة من الحياة اليهودية بالمغرب (الذي حصل على جائزة الأطلس الكبير للإبداع).

مارس.

ومن مؤلفاته الأحرى: قواعد اللغة العبرية الحية التبية الحية التبية اليهودية في أرض الإسلام، نسخة أمازيغية من هاكادا الفصيح، يهود المغرب: الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية، الشعر اليهودي في الغرب الإسلامي، الأدب الشعبي اليهودي في

الغرب الإسلامي، القبالا: حياة الصوفية والسحر، يهود الأندلس والمغرب، ألفا سنة من حياة اليهود في المغرب(٢).

#### حباب السندي الرشيدي (۱۳۵۳ – بعد ۱۶۰۰ه = ۱۹۳۴ – بعد ۱۹۸۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

حبيب إسكندر الشاروني (١٣٤٣ - ١٤٢٣هـ = ١٩٢٤ - ٢٠٠٢م) باحث فلسفي.



من مصر، نال شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة عين شمس. أستاذ الفلسفة الحديثة في جامعة الإسكندرية، ثم جامعة فاس. له بحوث فلسفية في بحلة جامعة القاهرة بالخرطوم، وبحلة عالم الفكر، وغيرهما. صدر فيه كتاب بعنوان: حبيب الشاروني الأستاذ القدوة في الزمن الضنين/ صفاء جعفر.

ومن مؤلفاته المطبوعة: بين برجسون وسارتر: أزمة الحرية، محاورة بارمنيدس الأفلاطون (ترجمة)، فكرة الجسم في الفلسفة الوجودية، الوجود والجدل في فلسفة سارتر، فلسفة فرنسيس بيكون، فلسفة مين دي بيران، فلسفة جان بول سارتر، العين والعقل/ المري الأنباء (١٠٤ - ٢٠٠٤).

موريس ميرلو (بونتي) (ترجمة)، مشكلة الحرية في الفكر الفرنسي المعاصر (ماجستير)(١).

حبیب بابکر (۱۳۸۱ – ۱۴۳۲ه = ۱۹۲۱ – ۲۰۱۱م) (تکملة معجم المؤلفین)

الحبيب بورقيبة (١٣٢١ – ١٩٠١هـ = ١٩٠٣ – ٢٠٠٠م) رئيس تونس.



ولد بمدينة المنستير في تونس. وكان أصغر ألمنية إخوة، منهم ستة من الذكور وفتاتان، وكان أبوه ضابطًا في جيش الباي الصغير. اسمه «علي»، وجده الحاج محمد. واختلف في أصله. فذكر أن «بورقيبة» من سالونيك (باليونان) من أصل يهودي، وقد اضطر إلى اعتناق الإسلام حين هرب إلى مصراتة. وقيل إن جذور هذه العائلة ألبانية. تميز بالجد والذكاء. أخده معه أخوه الأكبر إلى تونس العاصمة، واهتم بتربيته، وبعثه للالتحاق العاصمة، واهتم بتربيته، وبعثه للالتحاق بإحدى المدارس الثانوية في الليسيه، وفي التخلف عن المدرسة بضع سنين، وأرسل أثناء دراسته مرض مرضًا شديدًا أجبره على التخلف عن المدرسة بضع سنين، وأرسل إلى منطقة كيف للاستجمام. واستطاع في سن الحادية والعشرين الحصول على الشهادة

(١) له ترجمة في الفهرست (مصر) ع ٨ (أكتوبر ٢٠٠٤م) ص ١٤٧.

الثانوية، إضافة إلى حصوله على دبلوم في اللغة العربية وآدابها. وأرسل إلى باريس للدراسة في السوريون، فدرس القانون، كما درس في كلية العلوم السياسية، وتزوج وهو طالب عمره ٢٣ عامًا من فرنسية، سرعان ما أنحبت له أولادًا، وأسلمت بعد ٢٢ عامًا من الزواج، وعاد إلى تونس في عام ١٩٢٧م، حائرًا درجة الدكتوراه، وقيَّد نفسه في سجل المحامين، لكن السياسة جذبته، فانخرط في الدوائر السياسية، وألقى خطبًا نارية ضد المحتل، وانضم إلى الحزب الدستوري الحرّ، ولكنه لم يمكث طويلًا فيه. وفي عام ١٣٥٢هـ (٩٣٣م) أسَّس جريدة العمل التونسية، وفي العام التالي أسس الحزب الدستوري الجديد، وشغل منصب السكرتير العام له. وألقى القبض عليه وعلى معاونيه في العام نفسه، وتم نفيهم إلى الحنوب الأقصى من الصحراء التونسية في بوردي الابوف، وفي العام التالي أطلق سراحهم، وبعد إضرابات جديدة ونشاط سياسي مستمر سجن من عام ١٩٤٠م إلى عام ١٩٤٢م في قلعة سانت تبلو لاوس في مرسيليا، وعاد إلى تونس، وطاف خلال ٤ سنوات بجميع دول الشرق الأوسط لتبادل الأفكار مع السياسيين العرب، ثم سافر إلى باريس متجهًا إلى الرأي العام الفرنسي، واعتقل مرة أخرى، ثم عاد.. ووقعت معاهدة الاستقلال في العاشر من مارس عام ١٩٥٦م (۱۳۷٥هـ)، وكان أول رئيس لتونس المستقلة، ثم ألغى الملكية، فأنشأ الجمهورية التونسية في ٢٥ من يوليو من عام ١٩٥٧م. وقد ظهرت أعراض اضطرابات على صحته وتصرفاته منذ عام ١٣٩٠هـ (١٩٧٠م). وبعد خمس سنوات من هذا التاريخ أعلن نفسه رئيسًا لتونس مدى الحياة! واستفحل الأمر حين أقال رئيس الوزراء محمد مزالي، ثم رشيد صفا، وجاء بالجنرال زين العابدين بن على الذي كان عيَّنه وزيرًا للداخلية عام

١٤٠٧هـ، وكان يأمل في توريث ابنه زعامة الحزب ورئاسة الجمهورية، لكن «بن على» أنمى العهد البورقيبي ونحاه عن الحكم في شهر تشرين الثاني من العام نفسه بذريعة مرضه وشيخوخته وعجزه عن القيام بأعباء رئاسة الجمهورية، ثم تبيَّن أنه أسوأ منه، كيف لا وهو غرة من غرات تربيته السياسية! وقد وضع بورقيبة قيد الإقامة الجبرية المنزلية حتى (٢٤) تشرين الأول ١٩٨٨م، ثم سمح له بالانتقال إلى المنستير مسقط رأسه. وكان منحرفًا عن الإسلام، دكتاتورًا علمانيًا متغرّبًا مفتريًا على الإسلام، ويكنُّ عداء لجامع الزينونة ومتخرجيها، وعاقب عددًا من رموزه، منهم الشيخ الطاهر بن عاشور. واستهزأ بالنصوص القرآنية بقوله "من يصدق أن عصى موسى يمكن أن تصبح أفعى؟"، وكان ذلك بداية الصدام مع الزيتونيين. واشتدَّت حدَّته عندما استهزأ بالصيام، حيث قال: «أفطروا كى تقووا على عدوكم»، ثما جعل الشيخ الطاهر بن عاشور يردُّ عليه في خطاب إذاعي بقوله: «من جحد ركنًا من الأركان كان كافرًا، ويُقتل كفرًا لا حدًّا، ولا يُدفن في مقابر المسلمين»، وردَّ عليه بورقيبة بعزله وفرض الإقامة الجبرية عليه، وأعقب ذلك بحملة إعلامية ضدَّ الجامع، وواصل سياسة تشتيت الزيتونيين وتشريدهم، من ذلك قطع المرتبات عنهم من خلال حلّ الأوقاف، ومطاردتهم من قبل مليشيات، مما جعل بعضهم يفرُّ هاربًا، كالشيخ محمد النيفر، الذي فرّ إلى الجزائر، والشيخ عمر العدَّاسي إلى ليبيا. كما تعرَّض البعض الآخر للسجن، وآخرون للاغتيال، بينهم الشيخ أحمد الرحموين، وعبد العزيز العكرمي. وهذه الوضعية جعلت علماء الجامع ومشايخه يتشردون في أماكن، ويشتغلون في مهن بسيطة، كالبناء والسباكة وغيرها، وقد اضطر الشيخ على العرباني صاحب القراءات السبع إلى الاشتغال بتصليح المواسير!

وتواصلت سياسة تحميش الجامع مع الرئيس زين العابدين بن على، الذي أغلق الجامع بعد أكثر من سنة على فتحه عام ١٤٠٠هـ (١٩٨٨م)، وقد عمد إلى تغيير أقفال الجامع في الساعة الثانية ليلاً بعد أن وصل عدد المنتمين للجامع إلى ٢٥٠٠ طالب، بينهم أجانب، واستولى على المقرات وعلى معدات المدرسة والمبيت المخصّص للطلبة بأسلوب البلطجة!. قد شرع بورقيبة أحوالًا شخصية غريبة عن منهج المسلمين ودينهم، وردًّ عليه أثناءها علماء كثيرون، وبيَّنوا خطورة أمره، من ذلك رسالة لمفتى السعودية عبدالعزيز بن باز بعنوان: «حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن متناقض أو مشتمل على بعض الخرافات أو وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بما يتضمن تنقصه أو الطعن في رسالته، والرد على الرئيس أبي رقيبة فيما نُسب إليه من ذلك». وقد نشرتها الجامعة الإسلامية في إحدى طبعاتما عام ١٠١١ه، وتقع في ٤٠ ص. مات في الأول من شهر محرم، الموافق للسادس من نيسان (أبريل). وقد كرّر الظلم والدكتاتورية في بلده وورثها عنه خلفه زين العابدين بن على، الذي طرده الشعب شرَّ طردة.

#### ومماكتب فيه:

بورقيبة: سيرة شبه محرمة/ الصافي سعيد. الحبيب بورقيبة في سبل الحرية التونسية/ محبوب ميلاد.

رسالة مفتوحة إلى بورقيبة / محمد مزالي. أعمال المؤتمر العالمي المنعقد بتاريخ ١-٣ ديسمبر ١٩٩٩ حول الحبيب بورقيبة وإنشاء الدولة الوطنية: قراءة علمية للبورقيبية / إعداد وتقديم عبدالجليل التميمي.

رحلة في زمن بورقيبة / حسونة مصباحي. ومما طبع من خطبه وغيرها: تقدم المرأة رهين القضاء على التقاليد البالية، تونس والسوق الأوروبية المشتركة، الدين وتطور المجتمعات الإسلامية، عبرة الاستشهاد والتضحية، في

سلامة الجيش عز للدولة، معركة الجلاء عن بنزرت والجنوب، وفاء للشهداء. وله غير هذا ثما ذكر في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

#### الحبيب بورقيبة (الابن) (١٣٤٦ - ١٤٣٠ه = ١٩٢٧ - ٢٠٠٩م) حقوقي دبلوماسي وزير.



ابن الرئيس بالاسم نفسه، تابع دراساته العليا في الحقوق بفرنسا، عاد ليلتحق بسلك المحاماة، ثم تقلد العديد من الوظائف الدبلوماسية بعد الاستقلال، فقد عمل سفيرًا في روما وباريس وواشنطن وأوتاوا ومكسيكو، مع اضطلاعه بمهمات أعمية في العديد من المناطق. كما تولى منصب وزير الخارجية عام أشرف على بنك التنمية الاقتصادية لتونس، أشرف على بنك التنمية الاقتصادية لتونس، وهو الذي أسسه، كما عمل نائبًا بمجلس الأمة، وعشوًا بالديوان السياسي، مع مهام حزبية في اللحنة المركزية للحزب الاشتراكي الدستوري. وفي عام ٧٠٤ هم أسس المدرسة الوطنية للعلوم الإعلامية، والمعهد الإقليمي للعلوم الإعلامية، والمعهد الإقليمي للعلوم الإعلامية، والمعهد الإقليمي

#### حبیب بولس (۱۳۲۸ – ۱۳۳۸ هـ = ۱۹۶۸ – ۲۰۱۲م) أدیب تربوي مارکسی.

(۱) ملحق موسوعة السياسية ص ٢٢٦، تراحم وقضايا معاصرة ص ٢٤٥، عشرة رجال من أفريقيا: حياتهم، أعمالهم، أهدائهم/ رولف ايتا ليندر؛ ترجمة أحمد عبدالقادر، ص ٤٣، ٢٥، الموسوعة العربية العالمية ٢٤٢/٥، موسوعة السياسة ٥/٥،٥، الموسوعة السياسية والعسكرية ٢/ ٢١٥، الجزيرة نت ٢٤٣٦/٦/١.

(٢) موقع أخبار تونس (٣٦١ هـ).



ولد في قرية كفر ياسيف بفلسطين، وأقام حتى وفاته في مدينة الناصرة، وأكمل تعليمه بدار المعلمين في حيفا، كما درس في جامعتي حيفا وتل أبيب، وتخصّص في الأدب العربي بألمانيا، عمل مفتشًا للغة العربية، ورأس معهد الأبحاث على اسم إميل توما، وحرَّر بحجلة (دارنا) للكلية العربية بحيفا، وأعدَّ وقدَّم برنامج (بين الكلمات) في التلفزيون وقدَّم برنامج (بين الكلمات) في التلفزيون وقد اعتنق الفكر الماركسي، وأثر ذلك على إنتاجه الفكري. توفي يوم الأربعاء ١٥ شعبان، ٤ يوليه (عوز).

نشر مثات المقالات، وألف عشرات الكتب، منها: عيون المرايا: دراسات أدبية نقدية، قرويات<sup>(۱۲)</sup>.

#### حبيب توفيق شويري (١٣٥٦ - ١٣٩٦هـ = ١٩٣٧ - ١٩٧٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

حبيب حسين الحسني (۱۳٤٨ - ۱۲۱۰ = ۱۹۲۹ - ۱۹۹۰م)

شاعر.



(٣) موقع بانيت، وصحيفة بانوراما ٢٠١٢/٧/٤ م.

ولد في بغداد، حصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة، عبن أستاذًا في كلية الآداب بجامعة بغداد، نشر بحوثه وقصائده في الصحف العربية، وكان مهتمًا بدراسة عروض الشعر الحرّ، ونشر دراسات عنه في بحلة كلية الآداب في بداية السبعينات.

طُبعت له الدواوين التالية: أغرودة نحد، شذا الظنون، الشمس والزيتون (بالمشاركة)، ظنون وأغاني.

وله أيضًا: السري الرفاء: حياته وشعره (أصله ماجستير)، ديوان السري الرفاء: دراسة وتحقيق (أصله دكتوراه)، الحب والمعبوب والمشموم والمشروب للسري الرفاء (تحقيق)(۱).

عددًا من الأوبريتات والأغنيات الوطنية والأغنيات الوطنية مطربون، ونال جائزة الدولة التشجيعية في الأدب. توفي يوم السبت ١٢ ذي الحجة، ٢٧ تشرين الأول.

دواوينه: الشيخ يحلم بالمطر، طوق المغني، ناي الراعي، منازل أهلي(٢).

مديح السنفري يبيت على الطوى خشأ ويعوي أبيا في منا فيها ، طليقا الالا ما اصطاد ببيت عن رفيق وسرن حين لا يد الرفيقا الفتشي في الطريق على مقير الطريق على مقير

مَانَ) ناتِ الْمَعِهَا )لَطُرِيَّا وتعن عره رشعرًا ومَعْرًا ودادها الميؤن له بريعًا ويجرت } نها الدينا حجودٌ

مهر المدين من عرف الفقير الما صديقا

øøa

تعرید و المهماری حیث صاحت ششتری الرمال می دماه شفوتما و بشرت جاءها از در تا بعز علی ظرار و فیست به ایر طبقا

حبيب الزيودي (خطه)

حبيب حميدان الزيودي (١٣٨٣ - ١٣٦٣هـ = ١٩٦٣ - ٢٠١٢م) ثقافي شاعر.



ولادته في الهاشية التابعة للزرقاء بالأردن.
أجيز في الأدب العربي من الجامعة الأردنية،
وعمل في القسم الثقافي بالإذاعة، ثم في
التلفزيون، وأسس البيت الأردني التابع لأمانة
عمّان الكبرى وأداره، كما عمل مستشارًا
ثقافيًا بوزارة الثقافة، وأشرف على مشروع
جمع تراث الأغنية الوطنية من قبل مؤسسة
الإذاعة والتلفزيون، وعيّن مساعدًا لرئيس
الجامعة الأردنية للشؤون الثقافية، كتب

(١) موسوعة أعلام العراق ٣/١٥، معجم المؤلفين العراقيين
 ٢٠٣١، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ١٨٦/٢.

الحبيب بن خليفة الشطي (١٣٣٥ - ١٩١١هـ = ١٩١٦ - ١٩٩١م) سياسي دبلوماسي.



ولد في مساكن بتونس، زاول تعليمه بالمدرسة الصادقية في العاصمة، دخل الميدان الصحفي، وكتب في جريدة «الزهرة»، ثم تولى رئاسة تحرير جريدة «الصباح» اليومية منذ نشأتها سنة ١٣٧١هـ (١٩٥١م). شارك في النضال الوطني ضد المحتل الفرنسي (٢) موقع وزارة الثقافة الأردنية (بُعيد وفاته)، المستور

(٢) موقع وزارة الثقافة الأردنية (بُعيد وفاته)، الدستور
 ٣٢/١٠/١٠ ٢م، معجم البابطين لشعراء العربية ٣٣/٣٠.

واعتُقل. تولَّى إدارة ديوان رئيس الوزراء الطاهر بن عمّار، واختير في عام ١٣٧٥ مديرا للإعلام في أول وزارة تونسية تكونت بعد الاستقلال. ثم عمل سفيرًا لبلاده في دمشق، وبيروت، وبغداد، وأنقرة، وطهران، ولندن، والرباط، والجزائر. ثم كلِّف بشؤون مكتب الرئيس بورقيبة، فوزيرًا للتحارجية لمدة غير قصيرة، وأخيرًا الأمين العام لمنظمة المؤتمر من أبرز رجال السياسة التونسية. مات في أحد مستشفيات باريس يوم ٢٠ شعبان، الموافق ٢ مارس.



الحبيب الشطي كان الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي

جمع خطبه وكلماته عندما كان 
«أمينًا» عامًا لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي في كتاب قبل موته، 
وهو بعنوان: الأمة الإسلامية في 
مواجهة تحديات العصر: خطب 
وكلمات ١٩٨٠ – ١٩٨٤م، 
واشترك في ترجمة كتاب «إفريقيا 
واشترك في ترجمة كتاب «إفريقيا 
حوليان، وفي آخر حياته كتب 
مذكرات شخصية تحدث فيها 
عن تجاربه الوطنيّة والعالميّة، 
وستى الجزء الأول منها «من 
مساكن إلى جربة»(١).

## لم الرال فر الرهيم

لقه زرت بركز الا ما شاريخين والقافية الا مرد مو بد ته مد و بدا بالوا من التراب الفائعة بالزاد التراب الفائعة بالزاد المثن في المسيو القوي لمعسف تشاوب مع المركز به المراب التي المعالم بية الا سام مية وتستي مع التي المحارية الا سام مية وتستي المحارية الا سام مية وتستي المحارية الا سام مية والتربي المحارية الما من في سيدان المحارية المراب المراب

الحبيب الشطى (خطه وتوقيعه)

حبيب الخيزران (١٣١٣ - ١٤٠٧ هـ = ١٨٩٥ - ١٩٨٢م) زعيم قبلي.



ولد في «العظيم» بالعراق. انضم إلى جمعية

(۱) الفيصل ع ۱۷۲ (شوال ۱۶۱۱ه) ص ۱۰ مشاهير التونسيين ص ۱۰۵، دليل الإعلام والأعلام في العالم العربي ص ۱۷۹، الموسوعة الحرة ۳،۲۱/۱/۱۳م. قلت: وقد سمعت خبيرًا إعلاميًا أكاديميًا يسميه: «البغيض الشطي» حيث إنه لوحظ بعد كل مؤتمر إسلامي ذهابه إلى فرنسا حاملًا حقيته!

حرس الاستقلال سنة ١٣٣٩ه، الذي دعا إلى تحرير العراق من الإنجليز. جمع عشيرته والعشائر المتحالفة معه لمجاربة الإنجليز لاسيّما في محافظة ديالى موطن قبيلته، ولم تفد محاولات الإنجليز لإغرائه. نصّبه الثوار سراي الحكومة، ومعسكرات الإنجليز، وبعد انهيار الثورة اعتقل وسُقِّر إلى المند، عاد ليكون نائبًا في المجلس النيابي، محافظًا على مواقفه...(٢).

حبيب رشيا. حبيب الأنصار*ي* (١٣٦٩ - ١٤٣٢هـ = ١٩٤٩ - ٢٠١١م) جيولوجي.

 (۲) موسوعة أعلام العراق ۲۱/۳، أعلام الوطنية والقومية العربية ص ۲۱۸. ورسمه من شبكة بوابة العرب.

ولد في بغداد. حصل على زمالة دراسية من جامعة ليدز ببريطانيا، وشهادة الدكتوراه في الجيوكيمياء، ثم درّس في جامعات. صلاح الدين والمستنصرية وبغداد، وعمل معاونًا لعميد كلية العلوم بالجامعة الأخيرة. أشرف على رسائل علمية، وشارك في مؤتمرات علمية داخل وخارج العراق. توفي يوم ١٤ في الحجة، ١٠ تشرين الأول.

له بحوث علمية نشرت في مجلات علمية عراقية وإقليمية وعالمية، في مجال الخامات المعدنية والجيوكيمياء، إضافة إلى كتب منهجية. ومن عناوين بحوثه في المجلة العراقية للعلوم: تقييم صلاحية صحور البورسلينايت العراقية لاستخدامها كمساحيق حرة لصقل الفازات الرخوة.

ورسالته من جامعة ليدز عن استكشاف المعادن<sup>(۱)</sup>.

حبيب الشاروني = حبيب إسكندر الشاروني

الحبيب الشطي = الحبيب بن خليفة الشطى

الحبيب شيبوب (۱۳۵۱ -- ۱۹۲۸ه = ۱۹۳۲ – ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

الحبيب عاشور (۱۳۳۲ - ۱۶۱۹هـ = ۱۹۱۳ - ۱۹۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

الحبيب بن عبدالرحمن (۱۳٤٨ - ۱۳۲۵ه = ۱۹۲۹ – ۲۰۰۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

(٣) مجلة الجيولوجيا والتعدين العراقية مج ٧ ع٣ (١٠١١م)
 ص٥٥، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ١٨٧/٢.

عالم.

#### الحبيب بن عبدالسلام السكراتي (۰۰۰ - ۱۳۹۷هـ = ۰۰۰ - ۱۹۷۷م)

من كبار علماء تارودانت بالمغرب، إمام وخطيب مسجدها الكبير، وعضو مجلسها العلمي، درَّس بها وأفتى. مات في ١٢ شوال(١).

#### الحبيب بن عبدالسلام الشعبوني (١٣٦٦ - ١٩٤٧ه = ١٩٤٦ - ١٩٩٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

حبيب علي الراوي (١٣٣٩ – ١٤٠٨ هـ = ١٩٢٠ – ١٩٨٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

#### الحبيب بن عيّاد (۱۹۰۰ - ۱۹۹۰ه = ۱۰۰۰ - ۱۹۹۰م) من أشهر خطاطي تونس.

تتلمذ في البداية على يد البشير العريبي الذي كان يدرِّس مادة الخط بالقيروان، فدرَّسه هناك بأحد أروقة جامع عقبة، ثم مضى إلى تونس العاصمة لدراسة المرحلة الثانية، وهناك تتلمذ على ألمع الخطاطين بتونس محمد الصالح الخماسي. ثم اعتكف مع آخرين في مقصورة ليفهرسوا المكتبتين الأحمدية والعبدلية، ويعدُّوا جذاذات منذ انطلاق بنها في تونس، كما عمل في محيدة «المعمل»، ولحدة طويلة عمل كذلك جريدة «المعمل»، ولحدة طويلة عمل كذلك في مجلة «المحداية» التي أصدرتما إدارة الشؤون في محلة المباسلامي الأعلى. وكان يشكو من الربو مع حساسية، إلى أن توفي شهر آذار (مارس)(٢).

#### الحبيب فارس = لحبيب فارس

(١) معلمة المغرب ٥٠٢١/١٥.

(۲) الحربة ع ۲۲۱۰ (۲۱/۱۰/۲۱) بقلم البشير
 العربيع.

## حبيب قسطنطين باشا (۱۳۵۰ - ۱۹۲۱ - ۱۹۹۹م) (تكملة معجم المؤلفين)

حبيب محمود أحمد = السيد حبيب...

#### حبيب مدَّثَّر (١٣٤٦ - ١٤١٤ه؟ = ١٩٢٧ - ١٩٩٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

حبیب مسعود (۱۳۱۷ – ۱۳۹۷ه = ۱۸۹۹ – ۱۹۷۷م) عرر وکاتب صحفی مهجري.

ولد في بشرّي بلبنان، من أسرة مسيحية. تعلم في معهد الحكمة ببيروت. هاجر إلى البرازيل، حرّر في جريدة «الجديد» هناك، ورأس تحرير «النهضة اللبنانية»، ثم مجلة «العصبة» لسان «رابطة العصبة الأندلسية» الأدبية، منذ ولادتما عام ١٩٣٤م، وبعدها توجّه إلى التجارة، ثم كان رئيسًا لتحرير مجلة إلى التجارة، ثم كان رئيسًا لتحرير مجلة «العرائس» الأدبية. وقتل في لبنان.

# المستحدد ال

حبيب مسعود رأس تحرير مجلة (العصبة)

له كتاب يصف فيه لبنان في رحلة بعنوان: ما

(٣) أعلام الصحافة في الوطن العربي ٤٢٩/١، مصادر

أجلك يا لنان<sup>(۱)</sup>.

من قرية فسوطة التابعة لقضاء عكا في فلسطين تخرَّج في الجامعة الوطنية ببلدة علية، وحصل على شهادة من جامعة لندن

حبيب النورس

(۲۰۰۰ – ۱۳۳۶ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۳م) (تکملة معجم المؤلفين)

حبيب بن نوفل قهوجي ١٣٥٠ - ١٩٨٧ = ١٩٣١ - ١٩٨٦م)

كاتب شاعر.

عالية، وحصل على شهادة من جامعة لندن بالمراسلة، درَّس في الكلية الأرتوذكسية بحيفا، سُحن وأبعد، عمل باحثًا في مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، اشترك مع آخرين في تأسيس حركة الأرض، وأصدر نشرة «الأرض» عن مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطينية، وشارك في الحركات السياسية والفكرية بفلسطين.

وله كتب، مثل: القصة الكاملة لحركة الأرض، إسرائيل خنجر أمريكا، عرب فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨م، انتماء وصمود، العرب في ظل الاحتلال الإسرائيلي. وله قصائد متناثرة منشورة(١٤).

الحبيب هبّاج = محمد الحبيب بن علي هبّاج

حبیب ولد سید ولد محفوظ (۱۳۸۰ - ۱۹۲۱هـ = ۱۹۲۰ - ۲۰۰۱م)

صحفی ساخر.



الدراسة الأدبية ص ١٥٣٢، قرى ومدن لبنان ٧٢/٢، معجم أسماء الأسر والأشخاص ص ٨٣٦.

(٤) دليل كتاب فلسطين ص ٥٥، موسوعة أعلام فلسطين ١٢٠/٢، معجم البابطين لشعراء العربية.

計 414 浩

من مواليد إيكيدي بموريتانيا، من قبيلة الكرع، تخرّج في المدرسة العليا لتكوين الأساتذة، ثم درّس، وكتب مقالات، وأسس عام ١٤١٣هـ صحيفة (القلم) وانتشرت، واشتهر من خلال عموده الأسبوعي (موريتانيد)، وأوقفت ثلاث مرات، وصودرت (٣٤) مرة، ونال المترجم وكان يناهض فيها الظم والاستبداد، ولكن بأسلوب ساخر مضحك، ومن باب (شرّ البلية ما يُضحك)، ووقف ضدّ تعذيب السجناء السياسيين وتصفيتهم، و(كرّم) البلية ما يُضحك)، ووقف ضدّ تعذيب عرض، مساء الخميس ١٤ شعبان، ٣١ مرض، مساء الخميس ١٤ شعبان، ٣١

صدر له بعد وفاته كتاب: مورپتاند: حكايات زمان لا يمضي. وفيه مجموع مقالاته السابقة<sup>(۱)</sup>.

#### حبيب الرحمن الأعظمي (١٣١٩ - ١٤١٢ه = ١٩٠١ - ١٩٩٢م) عالم بحَّاثة، محقّق ملفّق.

وقد درس العلوم العربية والإسلامية على أيدي أساتذة أجلاء، وقضى شطر عمره في التدريس والتأليف، وكان من الناشطين في حركة الاستقلال، ومثّل بلدته ما بين عام للولاية، أحد أبرز علماء الحديث في شبه القارة الهندية، مؤسس المعهد العالي للعلوم الدينية في مدينة مئو، ورئيس هيئة التدريس بجامعة مفتاح العلوم في المدينة نفسها التابعة لولاية أوتاربراديس. ولجهوده البارزة في المعلوم التعليم والتأليف في مجال اللغة العربية منحته الحكومة الهندية حائزة رئيس الجمهورية التقديرية.

(١) الموسوعة الحرة ٢٠١١/٣/٣١. م. وإضافات.

كىتىپ دېئائە ، الفقىرك برخەللەكمائە مىبىپ الرحل ئىسابىرىن عناية الله الأعنلى المُرُّوق

#### حبيب الرحمن الأعظمي (خطه)

صدر فيه كتاب: حياة أبي المآثر المحدّث الكبير العلامة: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله/ مسعود الأعظمي.

وكتاب : الردُّ العلمي على حبيب الرحمن الأعظمي المدَّعي بأنه أرشد السلفي في ردِّه على الألباني وبيان افترائه عليه/ سليم الحلالي ، علي حسن عبدالحميد ؛ راجعه وأشرف عليه محمد ناصر الدين الألباني.

ونشر مخطوطات عديدة بعد تحقيقها والتعليق عليها، منها باللغة العربية: سنن سعيد بن منصور (وسبق صدوره بعنوان: كتاب السنن)، المسند لأبي بكر عبدالله بن الزبير الحميدي (ت ٢١٩هـ) (٢مج)، حزء خطبات النبي صلى الله عليه وسلم (طبع مع كتاب: حجة الوداع لحمد زكريا الكاندهلوي)، المصنف لعبدالله بن محمد بن أبي شيبة، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلاني، المصنف لعبدالله بن لعبدالرزاق الصنعاني، مجمع بحار الأنوار للملا عمد طاهر الفتي، الزهد والرقائق لعبدالله بن المبارك، الحاوي على رجال الطحاوي(٣).

حبيبة الجيلاني (١٣٦٨ - ١٣٦٨ه = ١٩٤٩ - ٢٠٠٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

حبيبة كاوري ناكاتا (۱۰۰۰ – ۱٤۲۹هـ = ۵۰۰۰ – ۲۰۰۸م)

(۲) البعث الإسلامي (ذو القعدة ۱۶۱۲هـ)، صوت الإسلام (محرم – ربيع الأول ۱۶۱۳هـ)، معجم المعاجم والمشيخات ۷-۲/۲، الفيصل ع ۱۸۷ (محرم ۱۶۱۳هـ) ص ۱۶۳.

من اليابان. ترجمت تفسير الجلالين، وألفت بعض الكتب الإسلامية، وقامت برعاية عدد من الأطفال المسلمين في بلدها، وماتت في ١٤ شعبان، ١٦ آب (أغسطس)، ودفنت في إينزان بمحافظة ياماناشي.

صدر لها عن دار السلام في الرياض بالعربية: العام الأول على درب الإسلام<sup>(٣)</sup>.



حبيبة محمد البورقادي (١٣٥٤ - ١٤٣٣ه = ١٩٣٥ - ٢٠١٢م) إدارية وناشطة نسائية.

من المغرب. حصلت على الشهادة العالمية الأدبية من جامعة القرويين، وأحرزت دبلوم الدراسات الإسلامية، المتحقت باتحاد كتّاب المغرب منذ عام حزب الاستقلال، وممثلة المغرب في جامعة المدول العربية، ومديرة لإدارة شؤون المرأة والأسرة بحا، وهي من مؤسسات الاتحاد النسائي المغربي، ونشرت أبحانًا ودراسات في عدة بحلات. توفيت بالرباط يوم الأحد ١٥ ذي القعدة، ٣٠ سبتمبر.

#### حجاج الباي = محمد أحمد الباي

<sup>(</sup>٢) منتديات المرايا الثقافية ١٠٠٨/٨/١٧م.

<sup>(</sup>٤) موقع اتحاد كتاب المغرب (ربيع الأول ٤٣٤ هـ).

حجازي = أحمد إبراهيم حجازي

حداد أبو بكر بلفقيه (١٣٧٩ - ١٤٢٩هـ = ١٩٥٩ - ٢٠٠٨م) أديب وباحث شعبي.



من مواليد مدينة تريم بحضرموت، أخذ من الشيوخ، ودرس في رباط تريم، وفي المدارس المعهد العلمي (الفقهي). درّس في المدارس الحكومية، واهتمّ بالكتابة الصحفية والأدبية، عضو اتحاد الأدباء بفرع الوادي والصحراء، وعضو باحث في مركز تريم للدراسات والنشر، الذي أصدر كتابًا فيه بعد وفاته بعنوان: الأديب الراحل حداد أبو بكر بلفقيه.

مؤلفاته: أنا من الغناء مدينة حضرموت (أغان شعبية)، حسين أبو بكر المحضار: حنين وأنين.

وذكر لنفسه من المخطوط - ولعل بعضها طبع: كتابات في غسق الليل، سطور من تاريخ المهاجر، خواطر وطنية، قافلة الحلم (قصص)، الرجل الذي كسر السيف(١).

حدًّاد حسين الوقفي (١٣٣٦ – ١٤١٩هـ = ١٩٩٧ – ١٩٩٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) كتابه «حسين أبو بكر»، صحيفة الأيام (اليمن) ١٠٠٨/٢/١٥م، موسوعة الألقاب اليمنية ١٦٠/٥.

حرّ بن محمد الأعرجي (١٣١٨ - ١٤١٦ه؟ = ١٩٠٠ - ١٩٩٥م) زعيم الشبك ومرجعهم الديني.



ولد في قرية انكيجا من أرياف الموصل، نشأ في بيت جده الأعرجي والتزم طقوسه وعاداته، ثم كان زعيم الشبك، يجلس بينهم ويحلُّ مشكلاتهم (عقود زواجهم ومواريثهم)، وأيضًا عشائر البيجوان، وكان نافذ الكلمة بينهم، يطاع طاعة عمياء! تسلَّم الزعامة بعده ابنه محمد(۱).

حرمة ولد بابانا = أحمد بن حرمة

ابن حرمون = أحمد أسعد سويد

حزام بن عبدالرحمن العتيبي (۱۳۸۱ - ۱۹۲۱ه = ۱۹۲۱ - ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

حزام بن علي البهلول (١٣٧٣ - ١٤٠٢هـ = ١٩٥٣ – ١٩٨٢م) قارئ وداعية بحاهد.

ولد في السده في ناحية الشعر في شمال اليمن. درس القرآن في طفولته، ثم انتقل إلى مكة المكرمة وتعلم في دار الحديث، وحفظ القرآن كاملًا وهو في الثانية عشرة من عمره، على يد إمام الحرم المكي الشيخ عبدالمهيمن.

(٢) موسوعة أعلام القبائل العراقية ٧/١.

التحق بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وتخرج فيها عام ١٣٩٣ه، ثم انتقل إلى كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في الجامعة نفسها، وحفظ القرآن الكريم على جميع قراءاته السبع، وتخرج منها عام ١٣٩٧ه. عاد إلى صنعاء، وعمل مدرسًا في المعاهد العلمية، ثم التحق بمعهد القضاء العالي التابع لوزارة العدل، وأخيرًا عيِّن مديرًا لمدرسة تحفيظ القرآن الكريم. وإضافة إلى عمله الرسمى كان إمامًا وخطيبًا لمسجد الدعوة في باب شعوب بمدينة صنعاء. وكان طاقة لا تفتر، وعزيمة لا تنضب، دائم التجوال مع إحوانه، في صراع دائم مع قوى الشر والإلحاد والشيوعية. وفي ٢٤ جمادي الأولى بينماكان عائدًا من إحدى العمليات الجهادية (معركة شمير) أصابته رصاصة استقرت في قلبه الطيب بذكر الله(٣).

حسام الآلوسي = حسام الدين بن محيي الدين الآلوسي

حسام أحمله حمدان (۱۳۹۰ – ۱۹۷۰ه = ۱۹۷۰ – ۲۰۰۲م) قائد بحاهد.



من أسرة لاحثة بغزة. التحق بصفوف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بداية الانتفاضة الأولى عام ١٤٠٧ه. وكان شابًا نشيطًا ومتميزًا، و في الصفوف الأولى للمقاومة. اعتقلته يهود فقضى في سحوغم (٢) المحدم ع ٥٦٠ (١٤٠٢/٥/٢٧م).

سنتين، يُنكل به ويعذَّب، متنقلاً بين عدة سجون، كما اعتقلته السلطة الفلسطينية... وخرج ليلتحق بصفوف الجناح العسكري للمقاومة (كتائب الشهيد عز الدين القسام) عام ١٤١٣ه، وأسهم بصحبة إخوانه المحاهدين في عمليات نوعية جريئة، وشارك في ضرب قذائف الهاون، وصواريخ القسام، وزرع الألغام والعبوات الموجّهة لحنود الاحتلال في أنحاء كثيرة من مناطق التماس. كما شارك في إعداد وتجهيز الاستشهاديين. وكان أحد المقاتلين الأشاوس، وأحد قادة الكتائب في قطاع غزة، مثل والده أحد أبرز قادة الحركة، الذي اعتقل لفترات طويلة في سجون السلطة الفلسطينية والإسرائيلية. اغتالته يهود بقنّاص من مسافة نصف كيلو متر يوم الأربعاء ٢٨ جمادي الأولى الموافق ٧ آب (أغسطس) بينما كان يقوم بتمارين رياضية على سطح منزله الكائن في مدينة حان يونس. وكان قد نحا قبل (٥) أشهر من محاولة اغتيال عندما قفز من سيارة بسرعة فائقة وقد استهدفت بصاروخ<sup>(۱)</sup>.

خسام تمَّام (۱۳۹۱ - ۱۶۳۲ه = ۱۹۷۱ - ۲۰۱۱م) صحفی، باحث فی الحرکات الإسلامیة.



من الإسكندرية بمصر، حاضر في جامعة زيورخ، وبدأ عمله الصحفي بجريدة (آفاق

 (١) الشرق الأوسط ع ٨٦٥٤ (٢٩ جمادى الأولى ١٤٢٣هـ)، شبكة فلسطين للحوار، المركز الفلسطيني للإعلام (استفيد من الموقعين في جمادى الآخرة ١٤٣٢هـ).

عربية)، ثم انتقل إلى مجلة (القاهرة)، ومنها إلى (الأحرار). أسَّس أول مرصد متخصص لدراسة الحركات الإسلامية، وكان مدير تحرير قطاع الحركات الإسلامية بموقع (إسلام أون لاين)، ومن أبرز الخبراء العرب في شؤون الأقليات الإسلامية المقيمة في الغرب، وفي الأوكات الإسلامية، وأسهم في العديد من الإصدارات المتخصصة في الشرق الأوسط بالتعاون مع مركز الثقافة الفرنسي وعدد بالتعاون مع مركز الثقافة الفرنسي وعدد من الجهات البحثية الأوربية، كما عمل الإسكندرية، وترأس موقع (الإسلاميون): مديرًا لوحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة بوابة الطرق الصوفية والحركات الإسلاميون): توفي يوم الأربعاء ٢٦ ذي القعدة، ٢٦ أكتهبر.

ومما صدر له من كتب: تحولات الإخوان المسلمون: تفكك الأيديولوجيا ونحاية التنظيم، الإخوان المسلمون: سنوات ما قبل الثورة، تسلف الإخوان، عبدالمنعم أبو الفتوح شاهد على تاريخ الحركة الإسلامية في مصر ١٩٧٠ - ١٩٨٤م، مع الحركات الإسلامية في العالم: رموز وتجارب وأفكار، الشهيد حسن البنا إلى سجون ناصر/ فاطمة الشهيد حسن البنا إلى سجون ناصر/ فاطمة عبدالهادي (إعداد وتحرير)، ترييف الإخوان (بالإنجايزية)(۱).

حسام حازم (۱۹۹۰ - ۱۹۲۰ ه = ۱۰۰۰ – ۱۹۹۹م) (تکملة معجم المؤلفين)

حسام بن حبيب الأعرجي (١٣٦٦ - ١٩٤٧ه = ١٩٤٦ - ٢٠٠٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

 (٣) موقع الأمة اليوم ٢٦/١١/١٠/١، موقع الحماعة العربية الديمقراطية (إثر رحيله).

حسام بن سليم آل جعفر (١٣٦٧ - ١٤٠٨ = ١٩٤٧ - ١٩٨٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

حسام بن محمد مندور (۱۰۰۰ – ۱۶۳۲هـ = ۲۰۱۱) (تکملة معجم المؤلفين)

حسام الدين أحمد محمود (۱۰۰۰ - نحو ۱۶۲۵ه = ۲۰۰۰ - نحو ۲۰۰۵م) (تكملة معجم المؤلفين)

حسام الدين الخطيب (١٣٠٧ - ١٣٠٧ه = ١٨٨٩ - ١٩٧٧م) محرر صحفي شاعر.



من حلب، عمل في الصحافة الأردنية، عاد إلى حلب مدرسًا، ومحررًا في صحيفة الأهالي، ثم صحيفة «النهضة والوقت»، وكانت له مطبعة خاصة، فأصدر صحيفة «الدستور» الأسبوعية في دمشق ثم نقلها إلى حلب، وعطلت أكثر من مرة لهجومها العنيف على الكتلة الوطنية، أسهم في تأسيس إذاعة حلب، ونظم الشعر(").

حسام الدين القدسي = محمد حسام الدين...

 (٣) مئة أوائل من حلب ص ١٢١٩، وصورته من معجم البابطين لشعراء العربية.

حسام الدين بن محيي الدين الآلوسي (١٣٥٤ - ١٤٣٤ه = ١٩٣٦ - ١٠١٣م) باحث فلسفي ذو فكر ماركسي. عُرف بحُسام الآلوسي.



ولادته في تكريت بالعراق. حاز شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة كمبردج بأمريكا، ثم عمل أستاذًا للفلسفة في حامعات بغداد وليبيا والكويت وصنعاء، ومستشارًا للعديد من الجلات، وقد تمرَّد على نحج أسرته الدينية، فانتقل إلى الفكر الليبرالي وحمل المفهوم العلمانيء ومشروعه الفلسفي معالجة لقضايا الفكر الإسلامي انطلاقًا من منظور عقلاني حداثي، وباستخدام المنهج الجدلي التاريخي الاجتماعي، وأهدى قصيدة له في ديوانه إلى «شهداء» الحزب الشيوعي العراقي! وسبق حامد نصر أبو زيد وفؤاد زكريا وأمثالهما في أفكار موبوءة، ولقي نقدًا كما لقوه، وقد سعى لنشر الفلسفة في العراق، وفتح الجال لها بعمق، وخاصة في المدارس والجامعات، وكان يبحث عن «مدرسة عراقية فلسفية"، نائب رئيس الجمعية الفلسفية العربية، رئيس قسم الدراسات الفلسفية ببيت الحكمة، عضو جمعية العراق الفلسفية. تخرَّج عليه العديد من طلبة الدراسات العليا. توفى ليلة الاثنين ٣ ذي ألحجة، ٧ تشرين الأول (أكتوبر). وصدر فيه من الكتب:

- حسام محيي الدين الآلوسي/ حميد المطبعي.

التجربة الفلسفية لحسام محيي الدين الآلوسي/ حسين عبدالزهرة (دكتوراه).

- الآلوسي: المفكر والإنسان (بيت

الحكمة).

كتبه: الزمان في الفكر الديني والفلسفي وفلسفة العلم، بواكير الفلسفة من الميثولوجيا إلى الفلسفة عند اليونان، التقويمان الهجري والميلادي/ فريمان جرنفيل (ترجمة)، حوار بين الفلاسفة والمتكلمين، حول العقل والعقلانية العربية طبيعة ومستقبلًا ومتناولًا، دراسات في الفكر الفلسفى الإسلامي، ابن رشد: دراسة نقدية معاصرة، العقل العربي والإبداع، العقلانية ومستقبلها في العالم العربي، الفلسفة: آفاقها ودورها في بناء الإنسان والحضارة، زمن البوح (شعر)، الأسرار الخفية في العلوم العقلية/ ابن المطهر الحلي (تحقيق مع صالح مهدي الهاشم)، فلسفة الكندي وآراء القدامي والمحدثين فيه، الفلسفة والإنسان، الفن: البعد الثالث لفهم الإنسان، مكانة الشعر في الثقافة العربية المعاصرة (مع إدريس الناقوري ومالك المطلبي). وكتب أخرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

حسام الدين مصطفى السيد (١٣٤٥ - ١٤٢٠هـ = ١٩٢٦ - ٢٠٠٠م) عرج سينمائي.



من محافظة بورسعيد بمصر. تخرج في جامعة

(۱) موسوعة أعلام العراق ٥٢/١، موسوعة أعلام الفكر العربي ص١٨١، معجم المؤلفين العراقيين ١٩٠١، مما حربه سمير أبو زيد في موقع فلاسفة العرب (١٤٣٤هـ)، حريدة الصباح الجديد ١١/١٠/١٠، ٢م، ومما كتبه حسن شميد السيدي في موقع كتابات ٢٠١٢/١٠/١، ٢م، معجم للمؤلفين والكتاب العراقيين ٢٠٢٢، صحيفة عدن الغد ١٩/١٠/٢٠،

كاليفورنيا الجنوبية بلوس أنحلوس، والإخراج في هوليود. رئيس لحنة السينما بالمحلس الأعلى للثقافة. أخرج حوالي (١٠٠) من الأفلام السينمائية الوطنية والدينية والاجتماعية، منها : النظارة السوداء، الرصاصة لا تزال في جيبي، الشيماء أخت الرسول، الشياطين. وقد دعا إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتعاون مع من سماهم «الفنانين الإسرائيليين»، وزار الكيان المذكور، وعاد متحدثًا عن الصداقات التي صنعها هناك، وواصل دفاعه عن موقفه بالتطبيع، ففصلته نقابة السينمائيين من عضويتها، على الرغم من ترديده أن زيارته تلك لا تدحل في باب التطبيع! حاز على جائزة أحسن فيلم في مهرجان طشقند السينمائي الدولي (١٣٩٦ه) عن فيلم «الإخوة الأعداء»، وعلى جائزة أحسن مخرج سينمائي طوال السبعينات الميلادية من جمعية الكتاب والنقاد المصرية. وله أفلام رديئة أيضًا. وهو مخرج الفيلم السينمائي " مدرسة المشاغبين" (غير المسرحية). توفي في ١٨ ذي القعدة، ۲۲ شباط (فبرایر)(۲).

حسّان بدر الدين الكاتب (١٣٥٤ - ١٤٣٤هـ = ١٩٣٥ - ٢٠١٣م) كاتب موسوعي.



(٢) موسوعة المخرجين ص ١٢٩، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص ١٠٣، موسوعة أعلام مصر ص ١٧٤، أصدقاء إسرائيل في مصر ص ١٤٥ (وفيه أنه من مواليد القاهرة، ومنه سنة ميلاده، وفي غيره ١٩٣٦م)، المعلومات يناير – مارس (٢٠٠٢م) ص ١٧٠.

انتقل إلى العمل في عدة دول عربية، ومكث

مدة طويلة في الكويت، أسَّس خلالها كلية

الطب، ورأس قسم أمراض النساء والولادة

فيها. شارك في الحركة الوطنية والحركات

الطلابية، وانضم إلى جماعة الإخوان

المسلمين عام ١٣٦٠ه على يد مؤسّسها

ب له بيا دة معادسر رزير المشقافة الدشاذ الرب الهي المتواطع الله بيا دة معادسر رزير المشقافة الدشاذ الرب الهي الهي المعنى المحتفى المؤلف المحتق مع ما مورد المحتف المنظري المحتف المنطقة المنظمة المنطقة المنط

حسان بدر الدين الكاتب (خطه وتوقيعه)

ولادته في دمشق. درس في دار المعلمين وكلية التربية بجامعة دمشق، ودرَّس في دمشق والسويداء، وفي السعودية، وأدَّى فريضة الحج عام ١٣٨٤ه. اهتمَّ بالمطالعة، وأسَّس مكتبة خاصة عام ١٣٧٤ه، وتأثر بكتب السيرة والتراجم، ونشر أول مقال له عام ١٣٩٠هـ (١٩٧٠م)، وأصدر الجزء الأول من "الموسوعة الموجزة" عام ١٣٩١هـ (١٩٧١م)، وقد عمل في حقل الإدارة بوزارة التربية، وفي رئاسة مجلس الوزراء مسؤولًا عن المكتب الصحفى، مشرفًا على تحرير محلة «صوت المعلمين»، وأسهم في تأسيس المحمع العلمى للعلوم الإسلامية والعربية، وكان نائبًا لرئيسه، كما أسهم في تأسيس كلية العلوم الإسلامية والعربية، وشارك في برامج ثقافية تلفزيونية لدمشق ودبيء عضو مركز الأبحاث التاريخية، واتحاد الصحفيين، وجمعية أصدقاء دمشق، وجمعية الدراسات والبحوث باتحاد الكتاب العرب. توفي يوم الجمعة ٤ رمضان، ١٢ يوليه.

ذكر أن له (١٤٠٠) مقالة في الأدب والترجمة والفلسفة والمعارف الإنسانية، و(٧٠) حوارا أذاعيًا بعنوان «قرأت لك» عن أهم كتب التراث، سجّلت على كاسيتات، ووزعت على إذاعات الوطن العربي.

كما ورد أن مؤلفاته تزيد على (٢٠٠) كتاب في شتى العلوم، ولكن لم يطبع منها سوى بضعة كتب، والباقي كله مخطوط محفوظ في المكتبة الوطنية.

كتبه المطبوعة: الموسوعة الموجزة (أصدر

منها ۲۸ جزيًا صغيرًا أو أكثر)، دراسات ثقافية، العبادات في الإسلام. ومن المخطوطة: دائرة معارف المكتب (٤ج)، المملكة العربية السعودية، المرجع المحموريات العربية د الجمهوريات العربية العربية المحموريات العربية المحموريات العربية المحموريات العربية المحموريات العربية المحموريات العربية المحموريات العربية العربية المحموريات العربية العربية المحموريات العربية العربية العربية المحموريات العربية العربية العربية العربية العربية المحموريات العربية العربية

في التأليف، اتحاد الجمهوريات العربية، الإسلام، جمال عبدالناصر (٢ج)، النشاط الدولي، قصص سورية، أبو حنيفة: حياته وفقهه، نظرات في آداب العالم، خواطر من بلادي الساحرة. وغيرها المذكورة في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

حسّان حتحوت (۱۳۲۳ - ۱۳۶۱ه = ۱۹۲۲ - ۲۰۰۹م) طبیب وإعلامي إسلامي علاّمة، داعیة شاعی



من مواليد مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية في مصر، وكان والده مدرسًا للغة الإنجليزية، وينظم الشعر، ووالدته قادت أول مظاهرة نسائية في المدينة ضد الإنجليز. تخصّص في طبّ النساء والولادة في جامعة فؤاد الأول، مع دبلوم في التخصّص، وزمالة من إنجلترا في علم الأجنّة، وعمل في مستشفيات، ثم

الإمام حسن البنا، وكان شديد التأثر به، ويحفظ كلمته «سنقاتل الناس بالحب» التي جعلها مبدأ أساسيًا لحياته. اشترك في حرب فلسطين بصفته طبيبًا. وعندما أسر يهود - وكان أكثرهم جرحى - أرادت القيادة العسكرية إعدامهم، فرفض، وعالجهم حتى عادوا، وأشاد اليهود في صحفهم بمذا العمل. بعد عودته من فلسطين اعتقل في معتقل الهايكستب نحو عام، تعرض خلالها للتعذيب والضرب، وبعدها سافر إلى الكويت. وقد رحبت السلطات المصرية بعودته إلى مصر سنة ١٣٨١ه لخدمة مصر، فدرَّس الطب هناك، ودعم العلاقة الودية بين المسلمين والأقباط حتى أحبه الجميع. ولكن هذا وغيره لم يشفع له، فقد اعتقل عام ١٣٨٥هـ (١٩٦٥م) في ظل أغرب قرار اعتقال لجماعة الإخوان المسلمين، وهو «اعتقال كل من سبق اعتقاله»، وعدِّب، ورأى بعينيه عمليات التعليب الرهيبة... وبعد خروجه سافر إلى الكويت مرة أخرى، عازمًا على عدم العودة إلى مصر. وقد بقى في الكويت نحو عشرين عامًا، مشاركًا في العملية الثقافية والعملية، وكان يكتب مقالات رائعة قريبة إلى نفوس القراء في مجلة العربي، وكان يزور أمريكا مرات، ثم قرّر ترك مكانه ومكانته في الكويت ليتفرغ للعمل الدعوي بأمريكا. ومن جهاده هناك دفعه إلى التغيير التدريجي في تعامل الأمريكيين مع المسلمين، وتحالفه مع تنظيمات اجتماعية مختلفة في الأمور التي تتفق مع الإسلام، مثل التحالف ضد استخدام الأسلحة النووية، والتحالف ضد إباحة الإجهاض. وقد حمل الإدارة الأمريكية

(١) ترجم لنفسه في كتابه «الموسوعة الموجزة» ١٨٥/٧؛

تراجم أعضاء اتحاد الكتاب ص٩٩١، موسوعة الأسر

الدمشقية ٢/٤ ٤١، معجم المؤلفين السوريين ص٤٣٢، وكالة

أنباء الشعر (إثر وقاته).

على الاعتذار في رسائل الإعلام المختلفة عن إهانة وجّهت إلى المسلمين والإسلام باعتبارهم إرهابين، وبصورة خاصة الاعتذار لمسلمي أمريكا، ومن غرات جهوده أن قام التحالف الإسلامي بإقامة شعائر صلاة العيد عام ٢٠١٥ه في حديقة البيت الأبيض، وكانت آلة الإعلام الغربي جعلت الأمريكيين ينظرون إلى المسلمين وكأنحم حيوانات مقززة! فبدأ بتسجيل برامج تلفزيونية تقدم مقززة! فبدأ بتسجيل برامج تلفزيونية تقدم الإسلام في شكله الصحيح، مع إذاعتها في أوسع دائرة ممكنة، وألقى محاضرات في أوسع دائرة ممكنة، وألقى محاضرات في كافة المحافل لأجل ذلك... توفي رحمه الله يوم الأحد، الأول من جمادي الأولى، ٢٦ نيسان (أبريل).

وله كتب، منها: جراحات وأفراح (شعر)، العقد الفريد: ١٩٥٢ - ١٩٥٢: عشر سنوات مع الإمام الحسن البنا، فلسطين: النكبة الأولى ١٩٤٨م: يوميات طبيب مصري، قاموس القرآن الكريم: معجم الطب (مع آخرين)(١).

حسّان عوض (۱۳۳۹ – ۱۹۲۷ه = ۱۹۲۰ – ۱۹۹۲م) (تکملة معجم المؤلفين)

حسّان أبو غنيمة (١٣٦٨ - ١٤١٦ه = ١٩٤٨ – ١٩٩٦م) كاتب وناقد سينمائي.



(۱) إسلام أون لاين نت (۲۰۰۱/۳/۱۰م)، الإخوان المسلمون (موقع) في يوم وفاته.

ولد في إربد من أصل فلسطيني، درس الإخراج السينمائي في رومانيا، استحوذ العمل السينمائي على اهتمامه فبرع فيه، حضر مؤتمرات سينمائية عالمية، نشر في مجال الثقافة السينمائية على مدى ربع قرن في صحف ودوريات بدمشق ويبروت وعمّان، عمل في جريدة «الرأي العام» وخصّص صفحة لذلك فيها. مات في ٢ ومضان، ٢٢ كانون الثاني (يناير).

ومن كتبه المطبوعة: عن السينما الفلسطينية، من قاموس السينما العربية الجادة، فلسطين والسينما (بالفرنسية مع آخرين)، في السينما المصرية، حول النقد السينمائي، السينما العالمية، عن السينما الصهيونية، فلسطين والعين السينمائية، من الجانب الآخر للثقافة السينمائية (مع ربحا العيسي)، تماذج من سينما مختلفة، المفاهيم الجمالية في السينما؛ مقدمات أولية، الأغنية السينمائية في الشكل مقدمات أولية، الأغنية السينمائية في الشكل والمضمون، في الفن السابع: دراسة, حسان أبو غنيمة والسينما بين السؤال والجواب أجور وليد سليمان)، وله كتب أجرى (حوار وليد سليمان)، وله كتب أجرى (كمة في (تكملة معجم المؤلفين)(").

ولد في بيروت واستقرَّ بعمّان، وهو من أصل سوري. حصل على إجازة في اللغة العربية وآدابها من جامعة بيروت العربية. صاحب «مدرسة تيسير ظبيان الثانوية للبنين»، رأس جمعية رابطة العلوم الإسلامية بعمّان، كما رأس بحلس إدارة مجلة «الشريعة» التي أسسها والده عام ١٣٧٨ه، ورأس تحريرها، كما رأس جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية، وكان له جهود في دعم الحركة الكشفية العربية، وحصل على قلادة الكشاف العربي، أعلى وسام كشفى عربي. توفي بدبي يوم الاثنين وسام كشفى عربي. توفي بدبي يوم الاثنين



حسان ظبيان رأس تحرير مجلة (الشريعة)

له مجموعة قصصية بعنوان: الفداء (٣).

حسّان محمد حسین فلمبان (۱۰۰۰ – ۱٤٣٣ هـ ۳۰۰۱ م) (تکملة معجم المؤلفین)

حسّان منصور فرّاج (۱۲۸۷ - ۱۹۹۱ه = ۱۸۷۰ - ۱۹۹۱م) من شيوخ الطريقة التيجانية. عرف بـ«تاج الدين حسان».

ولادته في القوصية بمحافظة أسيوط، حفظ القرآن الكريم، وتلقى العلوم على علماء بني عدي، منهم حسنين مخلوف وابنه محمد، وعمل مزارعًا، إلى جانب قيامه بمهام دينية في الزاوية التجانية، حيث كان أحد مشايخها، ومات في القاهرة.

له: البدء والنهاية لتلميذ حتم الولاية، في (٢) من أوراق الأستاذ أيمن ذو الغني، وكالة عمون للأسبار

٠/٢١/١٩٠٠٣م.

حسّان بن محمد تیسیر ظبیان (۱۳۰۹ - ۱۹۴۰هـ = ۱۹۴۰ - ۲۰۰۹م) تربوي کشفي وأديب إسلامي.



(۲) أولئك الراحلون، ص ۱۰۲، موسوعة أعلام فلسطين
 (۲) مع إضافات ببليوجرافية من مؤلفاته.

شرح الأسماء الإدريسية، كتاب في شرح تائية السلوك، وآخر في شرح الأوفاق واليازرجة، وقصائد مخطوطة لدى خليفته محمد فراج(١).

حسّان يوسف المحمد (١٣٨٢ - ١٩٦٧ هـ؟ = ١٩٦٢ - ٢٠٠٢م) (تكملة معجم المؤلفين)

حسب الرسول بن سليمان بن رستم (۱۰۰ – ۱۹۱۵ه؟ = ۱۰۰ – ۱۹۹۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

حسبو سليمان = حسب الرسول بن سليمان

حسن بن آغا حسين القمِّي (۱۲۲۹ - ۱۲۲۸ه = ۱۹۱۱ - ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المولفين)

حسن إبراهيم (١٣٣٦ - ١٤١٠ = ١٩٩٧ - ١٩٩٠م) من الضباط الأحرار.



ولد في محافظة الإسكندرية. تخرج في الكلية الحربية، وفي كلية الطيران. اشترك في حرب فلسطين عام ١٩٤٨. وكان عضوًا بارزًا في تنظيم الضباط الأحرار، وأحد الذين اشتركوا في ثورة يوليو ١٩٥٢م، وكان دوره مهمًا، حيث قام بالسيطرة على المطارات. ثم كان

(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

عضو قيادة الثورة، فأمين عام لجنة الاتحاد الاستراكي العربي بالإسكندرية، كما عمل رئيسًا للهيئة التحضيرية للجنة التخطيط القومي، عين مراقبًا عامًا لهيئة التحرير، ثم وزيرًا للدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، إضافة إلى كونه وزيرًا لشؤون الإنتاج. وعين نائبًا لجمال عبدالناصر عام ١٣٨٤هـ السنة التالية. حضر ومثّل مصر في العديد من المؤتمرات المحلية والعربية والدولية. توفي في من المؤتمرات المحلية والعربية والدولية. توفي في من المؤتمرات المحلية والعربية والدولية. توفي في

حسن إبراهيم الباير

(7171 - 3.31 = 0 PA1 - 3 A P (4) بحاهد، من أنصار الشيخ عز الدين القسام. ولد في قرية برقين قرب مدينة جنين بفلسطين. في عام ١٣٥٤ه سافر إلى حيفا واجتمع بالشيخ عز الدين القسّام، وأصبح عضوًا في الجماعة التي كان يترأسها، وشاركه في أكثر جولاته التيكان يقوم بما داعيًا للجهاد ضد الاحتلال الإنكليزي والهجرة اليهودية، وكان له دور في شراء الأسلحة التي تزودت بحا الحماعة، ومن الدعاة النشيطين، حرج مع القسّام للجهاد في سبيل الله، وأسر في المعركة التي حرت بالقرب من بلدة يعبد التي استشهد خلالها الشيخ القستام، وحاكمته سلطات الاحتلال، وحكمت عليه بالسجن لمدة أربعة عشر عامًا مع الأشغال الشاقة. وحينما وقعت النكبة عام ١٩٤٨ أقام في دمشق حتى وفاته في القابون قرب دمشق(٣).

أبو الحسن بن إبراهيم رفيعي (١٣١٥ - ١٣٩٦هـ = ١٨٩٧ - ١٩٧٦م) مرجع ديني للشيعة الإمامية.



ولد في قزوين، درس فيها وفي طهران وقم وحصًّل إجازة الاجتهاد. درَّس علوم الشيعة وتوفي بطهران ودُفن بقم.

له مؤلفاته كثيرة معظمها بالعربية، منها: تحقيق في الأسفار الأربعة، تفسير القرآن، حواش على كتب عديدة، حول عقائد الإمامية، الزكاة، كتاب الطلاق، الحج. وغيرها مما ذكر في (تكملة معجم المؤلفين)(1).

حسن بن إبراهيم السعيد (١٣٤٦ - ١٩٤٥ه؟ = ١٩٢٧ - ١٩٩٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

حسن إبراهيم سلام (١٣٣٠ - ١٤٢٦هـ = ١٩١١ - ٢٠٠٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

حسن بن إبراهيم الشاعر (١٢٩١ - ١٤٠٠هـ = ١٨٧٤ – ١٩٨٠م) شيخ القراء.

(٤) موسوعة مؤلفي الإمامية ٢/٢. ووفاته في موقع (تبيان)
 ١٩٧٥ هـ، الذي يوافق ١٣ يناير ١٩٧٥م، فلا يكون
 من وفيات التتمة.

(٢) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة ص ١٠٤٠ حدث في مثل هذا اليوم ٥٨/١، أعلام مصر في القرن العشرين ص ١٧٤ (وولادته فيه ١٩٢٠م). ورسمه من منتديات المجموعة المصرية للخدمات المالية.

(٣) أعلام فلسطين من القرن الأول حتى القرن الخامس عشر





من مواليد المراوعة قرب الخديدة باليمن. قرأ العلوم الشرعية على علماء عديدين من أهل المذاهب . عالم في الفقه مع مشاركة جيدة في غيره، درَّس وأفتى، ونجب على يديه كثير من الطلبة، وكان صاحب رحلات في

E/18/10/2 the Be constructed for the soul best of different wow with affile Nylvausin - E many rado Epo S caso Tour May Coly De Man de De Man (KINESUS) 150 W

حسن بن أحمد الأهدل (خطه وربما توقيعه)

نشر العلم والدعوة. مات يوم الجمعة ٢٨ رمضان، ١٥ كانون الثاني.

من تآليفه: القول المعتمد في تاريخ رجال السند، الفوائد الفقهية، الفوائد والعوائد في كيفية الطلب والأساند (ثبته)، القول المصون في عدم حرمة السماع والنظر إلى التلفزيون، النجم السافر... وغيرها(٢).

(٢) هجر العلم ٢٠٢١/٤، ومستلوكه ص ٤٩٣. وكذا ورد تأريخ وفاته في هذا المصدر، لكن في مقدمة كتابه «الفوائد الفقهية» ذكرت وفاته يوم الأحد ١٨ ذي الحجة , ١٥ كانون الثاني (يناير)، والأول هو الصحيح.



حسن أحمد بغدادي (YYY! - APT! & = P . P! - AYP!4) مهندس زراعي.



ولد في كفر الشيخ بمصر. حصل على الدكتوراه في العلوم الزراعية من جامعة كاليفورنيا. عين مديرًا لجامعة الإسكندرية، ثم وزيرًا للإصلاح الزراعي، ومناصب أحرى، منها رئيس مركز البحوث الزراعية. وعدَّ من روّاد علم بساتين الفاكهة، أنشأ تخصص الفاكهة بكلية الزراعة في الإسكندرية.

وله كتب، مثل: الفاكهة وطرق إنتاجها (بالاشتراك مع فيصل منيسي)، تمار الفاكهة: جمعها وتعبئتها وتخزينها، الفاكهة وأساسيات إنتاجها<sup>(۱۲)</sup>.

#### حسن أحمد البهكلي (FITT - 1121 = F171 - 1777) أديب كاتب،

ولد في جازان بالسعودية، درس في المدرسة العزيزية، ثم عُيِّن بوزارة المالية، وتدرج في وظائفها إلى أن وصل إلى وظيفة مراقب مالي بمالية جازان، ثم نقل مفتشًا في مكة (٣) أعلام مصر في القرن العشرين ١٧٥، الموسوعة العربية

لليسرة ٢/٩٩٣.

ولادته بمصر، حفظ القرآن الكريم غيبًا وهو في التاسعة، وجوَّده على كبار العلماء، وتلقى علوم القرآن، والقراءات السبع، ثم العشر، ثم الأربع عشرة، على مشاهير القراء في الجامع الأزهر. وفي عام ١٣١٧ه سافر إلى بلاد الشام، واستقرّ بالمدينة المنورة بعد عدة

شهور من سفره، وألقى دروسًا ومحاضرات

في مختلف المعاهد والكليات الإسلامية بالمدينة المنورة، وحفظ القرآن على يديه آلاف الطلبة من العرب والعجم، كما أخذ عنه القراءات العشر مئات من كبار العلماء وأثمة المساجد من مختلف أنحاء البلدان الإسلامية، فكان أكبر عالم ينشر الإقراء والقراءات في الحجاز في عهده، وقد تولى مشيخة القراء بالمسجد النبوي الشريف عام ١٣٣٤هـ بعد وفاة الشيخ محمد خليل، وكان عضو رابطة العلماء بالمدينة

المنورة. زار كثيرًا من البلاد الإسلامية، منها بلاد ما وراء النهر، وقضى عمره في حدمة القرآن الكريم وعلومه. توفي في ٢٠ ذي

له كتاب: تحفة الإخوان في بيان أحكام تحويد القرآن<sup>(۱)</sup>.

حسن أبو أحمد = حسن محمد أبو أحمد

(١) إمتاع الفضلاء ص ١/١١، موسوعة الأدباء والكُتاب السعوديين ٩٤/٢، أهل الحجاز بعبقهم التاريخي ص ٢٥٦.

المكرمة، فمستشارًا ماليًا بمكتب وزير الدفاع

من بحوثه في جعلة العرب: نقش سبئي، تاريخنا القديم على ضوء تاريخ تمود، تاريخنا القديم على ضوء الآثار في بلادنا: بناء الكعبة المعظمة - يلقيس ملكة سيأ(١).

والطيران بالرياض. وكان أحد المهتمين بالآثار والخطوط والكتابات القديمة، ومن أبرز الكتاب المتعاونين مع محلة «الفيصل»، ومارس الكتابة في صحيفة «الرائد»، و «الرياض»، ومجلتي «اليمامة» و «العرب»، وجريدتي «البلاد» و«عكاظ».

# الحسن بن أحمد البونعماني (VYY1 - Y.21a = P. P1 - YAP19)



ولد بقرية المعدر شمال تيزنيت بالمغرب. أظهر نبوغًا في دراسته , واهتم بالعربية وآدابما، وولع بقرض الشعر، تنقَّل عبر حواضر المغرب وهو شاب، وارتاد الجالس الأدبية وعاشر الأدباء والشعراء، ورحل إلى فاس ليأخذ من علم علماء جامع القرويين، رجع إلى مراكش، ثم إلى الرباط حيث درَّس في ثانوية مولاي يوسف، عين بعدها أول رئيس لمحكمة السداد عراكش، ثم كان أول باشا بعد الاستقلال لمدينة أغادير، ثم نقله الملك الحسن الئاني إلى القصر الملكي ليكون محافظًا للخزانة الملكية بالرباط، واعتزل الناس في هذه المدة، مات يوم الثلاثاء ١٤ ربيع (١) الفيصل ع ١٧٥ (محرم ١٤١٢هـ) ص ١١. وولادته في معجم الكُتاب والمؤلفين السعوديين (٣٤٣هـ).

الآخر، ١٦ شباط (فيراير).

في نحو (٧٠٠) بيت (١).

صدر ديوانه الشعري بعد وفاته بعنوان: ديوان الحسن البونعماني/ مراجعة وتحقيق الحسين أفا، وكان محررًا في جريدة السعادة، وكتب سلسلة مقالات معظمها عن سوس وأدبها ورجالاتها، إضافة إلى الكتابة في محلات وجرائد أخرى. وذكر أن له مخطوطًا بعنوان: بدر السعود في مناقب آل مسعود (أسرته)، وآخر أعماله شعر صوفي بعنوان «التوسل»

#### حسن أحمد الجمل (P744 - 1944 = A1614 - 1769) قيادي إسلامي برلماني،



ولد في القاهرة، انضم إلى صفوف الإحوان المسلمين وهو في الثانية عشرة من عمره (عام ١٣٦١هـ) حيث التقى الإمام الشهيد حسن البنا وعايشه (٧) سنوات حتى استشهاده. وقضى في شعبة المنيل التي أنشأها الإخوان معظم وقته بين القراءة والعبادة والتربية والرياضة والتسلية والتثقيف، وكان في طليعة كتائب الإخوان المسلمين في حرب فلسطين عام ١٩٤٨م، وحينما عاد من الجبهة وجد القيود والسلاسل في انتظاره كبقية إخوانه الجاهدين على أرض فلسطين، ليدخل المعتقل، ثم خرج ليمارس نشاطه بين إحوانه من شباب الإحوان بعد سجن سنة، وكان على موعد مع السجن الحربي ليقضى فيه عامين آخرين، وموعده الثالث مع الاعتقال، قضى فيه ثلاث سنوات، وبعد خروجه من السجن، عمل على الصعيد الدعوي، والاجتماعي، والخيري، والسياسي من خلال جمعيات كفالة الأيتام، والأرامل، والفقراء، من أهالي المناطق الشعبية المحيطة. وكان تتويج هذا الجهد بدحوله إلى مجلس الشعب المصري «البرلمان»، ليكون أول الإخوان تحت القبة، ثم نحح للمرة الثانية في ظل تحالف الإحوان مع حزب الوفد المصري، ثم الجولة الثالثة له في ظل التحالف الإسلامي بين الإخوان

#### حسن أحمد توفيق (PTT1 - +121a = +771 - +771a) اقتصادي أكاديمي، إداري تسويقي.

من مواليد الشرقية بمصر. حصل على الماجستير في التسويق والدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة ألينوى بأمريكا. عمل أستاذًا وعميدًا لكلية التجارة بجامعة القاهرة، درَّس بجامعة أركنساس الأمريكية، عضو محلس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهيئة التخطيط القومي، وبحلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، نقيب التجاريين، رأس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، وكان الأمين العام لمنظمة العلوم الإدارية التابع للحامعة العربية.

من عناوين كتبه التي وقفت عليها: التمويل والإدارة المالية في المشروعات التجارية، إدارة المنشآت الإنتاجية (مع حنفي محمود سليمان)، إدارة المبيعات، إدارة المبيعات وفن البيع، العلاقات العامة، التجارة الخارجية: دراسة تطبيقية، الإدارة العامة في لبنان، الإدارة العامة<sup>01</sup>.

<sup>(</sup>٢) معلمة المغرب ١٨٧٦/٦ ديوانه.

<sup>(</sup>٣) أعلام مصر في القرن العشرين ١٧٥. وهو غير سميُّه، للتوفى في شهر شعبان سنة ١٤٢٤هـ =٣٠٠٣م، مندوب الحكومة لبورصات القطن والأوراق المالية، رئيس إدارة شركات الغزل والنسيج،

وحزب العمل والأحرار المعارضين. واعتقل مع عدد كبير من القيادات الشعبية والنقابية والحامعية والطلابية، قبيل انعقاد مؤتمر مدريد للاستسلام، وكانت التهمة التحرك من أجل القضية الفلسطينية، والإساءة إلى دولة صديقة «إسرائيل». وأعيد اعتقاله في عام ٩٩٥ مع عشرات الإخوان من القيادات السياسية، وكانت التهمة الاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية، وقدم وإخوانه إلى المحاكمة العسكرية بعذه التهمة الغريبة. أنشأ مع إخوانه في السجن محموعة من ورش العمل التي تدرس القضايا الوطنية والإسلامية، إضافة إلى عدد من كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم، ومدارس العلوم الشرعية، والإنسانية، والكونية، وكانت مدة حافلة بالفائدة، إذ استطاع أغلب الإخوان إتمام حفظ القرآن الكريم في وقت قياسي، إضافة إلى دراسة العديد من العلوم، وحرج بعد ثلاث سنوات كاملة . . ليستأنف مسيرته في الجهاد والدعوة . وقد عرف بالتواضع، والمسارعة إلى إغاثة الملهوف، ونحدة المنكوب، ونصرة المظلوم، ومساعدة الأرامل والأيتام والفقراء، واعتزازه الدائم بانتمائه إلى الإخوان المسلمين، وكان يحظى باحترام كبير، حتى بين ضباط جهاز أمن الدولة، فضلاً عن شعبيته لدى الجماهير.. وتوفي بعد أسابيع من خروجه من السجن، في ٩ جمادي الآخرة، ٣٠ أيلول من يوم الأربعـاء<sup>(١)</sup>.



#### حسن بن أحمد الزين (۱۰۰۰ - ۱٤۳۳ه = ۲۰۱۰ م)

(۱) المجتمع ع ۱۳۲۰ (۱۱/۱۲/۱۹۱۱ه) ص۱۸، وع۱۳۲۲ (۱۳/۱۲۹/۱ه) ص۱۹۱، وع۱۷۲۱ (۱۲۷/۹/۱۱ه) ص۶۱، وع۱۷۷۷ (وفیه وفاته ۱۸/۸/۱۹۹۸).



وتونس، درَّس، وعمل مفتشًا فنيًا. اشترك في مؤتمرات أدبية. وعاد إلى ليبيا عام ١٣٦٤هـ. دواوينه: المركب التائه، ليالي الصيف، نماذج، المواسم، نوافذ، الفراشة، تقاسيم على أوتار مغاربية ٢٠٠٠.

من لبنان. ابن أحمد عارف الزين ناشر بحلة

(العرفان) الشيعية. أسس في بيروت (دار الكتاب اللبناني)، ثم دار الكتاب المصري في القاهرة، وفي ماليزيا، وفروعًا لها في إندونيسيا، وأطلق عليه طه حسين لقب (عميد الناشرين)، بينما أطلق عليه توفيق الحكيم لقب (زين الناشرين)، وحصل أوسمة وجوائز، منها جائزة أفضل ناشر عام ٥٠٠٧م التي تمنحها جامعة كمبردج. وأصدر خدلال خمسين عامًا من عمله في

النشر عشرة آلاف كتاب! توفي يوم ١٨ رمضان، ٢٧ تموز (يوليه)<sup>(٢)</sup>.

ا فراه فوق بعارة ... من أغيبها لا تشبيهها آ مراه أ فري مصلك مي عينيها فرخ الريا وعلى سنفتها بندى الورد وثر تسم النشاري تلك امراه الخري تلك امراه الخري من المعيانات الملح فيط «في مرياة مي» وكادة ه به واري فيل حينا النج فيط «في مرياة مي» وكادة ه به

حسن السوسي (خطه)

حسن بن أحمد شهاب (۱۳۱۸ - ۱۶۰۲ه = ۱۹۰۰ - ۱۹۸۱م) (تكملة معجم المؤلفين)

> حسن أحم<mark>د السوسي</mark> (۱۳٤۳ - ۱۹۲۸ه= ۱۹۲۴ - ۲۰۰۷م) شاعر تربو*ي*.



ولد في الكفرة جنوب ليبيا. هاجر مع والده إلى مصر مذكان طفلًا، واستقرُّوا بمرسي مطروح. حصل على شهادة الأهلية الأزهرية، واشترك في دورات دراسية ببيروت

(۲) الوسط ع ۱۳۹۷ (۷/۰/۷۱۱۹).

حسن بن أحمد عاشور (۱۳٤٨ – ۱۹۲۹ه = ۱۹۲۹ – ۲۰۰۸م) ناشر وداعية إسلامي.



من مصر. مدير مجلة «الاعتصام»، وصاحب «دار الاعتصام» التي أنشأها والده «أحمد عيسى عاشور» (ت ١٤١ه)، الذي كان من علماء الأزهر، و «حسن» نجله الأكبر، الذي عمل في الدار ما يقرب من نصف قرن، ينشر الخير، ويدافع عن الحق، ويحارب من موقعه حلف التغريب والعلمانية (٢) دليل المولفين الليين ص ١٠٠، معجم البابطين ٢٠/٢.

والشيوعية، فكان له أثر كبير في حركة النشر على مستوى العالمين العربي والإسلامي. كما أدار بحلة «الاعتصام» التي أنشأها والده كذلك، فقادت حركة إيقاظ الوعى لدى الشباب المسلم، وكان يشرف على تحريرها، ويختار عناوين مقالاتها الساحنة، فكانت أعدادها تنفد من الأسواق بعد صدورها بزمن يسير، وكان يحمل بين جنبيه عاطفة حياشة لقضايا الإسلام والمسلمين، ويهتم بترشيد الصحوة ونشر الوعى ونشر الفكر الإسلامي الأصيل، وقد تربي في جماعة الإخوان المسلمين، وقضى حياته كلها في خدمة الإسلام والدفاع عنه. وقد أغلقت المحلة في عهد السادات بحجة وفاة صاحبها! وكان المترجم له عضوًا في اتحاد الناشرين المصريين، قدِّم وراجع لكتب عديدة، ومات في ١٤ شعبان، ١٥ آب (أغسطس)(١).

حسن أحمد علي مزير (١٣٧٣ - ١٤٢٠ه = ١٩٥٣ - ١٩٩٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

حسن أحمد غلاب (۱۳۲۰ – ۱۹۲۱هـ = ۱۹۴۱ – ۲۰۰۳م) تحاری أكاديمي.



من مصر. أُجيز في التجارة من جامعة الإسكندرية، وحصل على درجه الكانديدات (الدكتوراه) في العلوم الاقتصادية من أكاديميه (١) الجنبع ع ١٨٢٩ (٢٠٠٨/١٢٥) مع إضافات.

العلوم المحرية عام ١٣٩١هـ (١٩٧١م)، متخصص في التجارة والاقتصاد والتسويق، عميد كلية التجارة، فرئيس جامعة عين شمس. أشرف على رسائل جامعية عديدة.

# ارنیمروالهامه

وله مؤلفات، منها: دراسات في محاسبة البنوك التجارية، شركات التأمين، أساسيات المحاسبة المالية (مع آخرين)، دراسات في محاسبة شركات القطاع الحاص (مع آخرين)، أصول المحاسبة المالية (مع آخرين)، المجرد والتسويات الجردية، أساسيات المحاسبة المالية، المحاسبة المالية، المحاسبة المالية بين النظرية والتطبيق، دراسات في المالية بين النظرية والتطبيق، دراسات في عاسبة المؤسسات المالية (البنوك)، المحاسبة في المنشآت المالية، أسس إعداد القوائم: الجرد والتسويات الجردية، البنوك وعمليات المبيع(۳).

حسن أحمد قطريب (١٣٥٠ - ١٤٢٨هـ = ١٩٣١ - ٢٠٠٧م) لغوي معجمي.



(٣) وفاته من «الشرق الأوسط» ٢٤/٢/٦ هـ ، الأهرام ع ٤٢٤٨٩ (١٤٢٤/٢٤) هـ)، موقع جامعة عين شمس.

من مواليد السلمية قرب حماة. درَّس الآداب العربية، عمل مصححًا في جريدة الثورة، ثم رأس قسم التلقيق اللغوي في صحيفة تشرين، ونشر فيها زاوية يومية بعنوان: «لغتنا الجميلة» أو «لغتنا شجرة أصيلة» على مدى (١٥) عامًا، وجُمع ونُشر عمله هذا في ثلاثة أجزاء. كما أذاع له التلفزيون برنامج (مغنى ومعنى) في (٣٠) حلقة. مات في ٥ ربيع الآخر، ٢٢ نيسان.

صدر له: معجم النحو العربي مرتبًا على حروف الهجاء.

وله من المخطوط: معجم تقويم الكلام، ومجموعة شعرية، أغاني الريف، الفروسية عند العرب، مفاتيح اللغة، دراسة عن ديك الجن الحمصي(٢).

حسن أحمد كامل (۱۳٤٠ - ۱۳۲۱ه = ۱۹۲۱ - ۲۰۰۲م) سياسي دبلوماسي.



من مصر. سفير في اليونان، وكيل لوزارة الخارجية، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن القومي بالحزب الوطني، رئيس جمعية الصداقة المصرية اليونانية، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية عام ١٣٩٤هـ، الذي تغيّر اسمه إلى أمين عام رئاسة الجمهورية. رافق السادات في ذهابه إلى الكيان الصهيوني بعد أن صالحهم عام ١٣٩٧هـ، مات في ٣ شباط (فبراير).

 (٣) موقع وزارة الثقافة السورية بتاريخ ١٤٢٨/٤/٩هـ، صحيفة تشرين ٢/١٢/١٢ معجم البابطين لشعراء العسة.

من مؤلفاته المطبوعة: البروتوكول الديلوماسي والاجتماعي(١٠).

حسن أحماد محمود (۱۳۷۲ - ۱۹۲۵ه = ۱۹۵۲ - ۲۰۰۹م) قائد بحاهد.



ولد في مخيم النصيرات، وأصله من بيت دراس، التحق بالجامعة الإسلامية في غزة، انتظم في جماعة الإخوان المسلمين، ثم في حركة حماس، وتربي على يد القادة في المخيم، وأصبح قياديًا في كتائب القستام. سُجن عدة سنوات في سجون اليهود، وفي سجون السلطة الفلسطينية، وأبعد إلى مرج الزهور. قاد المسرح الإسلامي مع إخوانه الفنانين المسلمين في مسارح غزة والقدس والسبع وحيفا ويافاء وله العشرات من الأعمال الفنية الرائعة، أمثال المسرحية الإسلامية (صلاح الدين الأيوبي(، وغيرها من المسرحيات التي تناسب الوضع في فلسطين، وتقرِّبه إلى الأذهان بشكل فني. وقد شارك في عمليات جهادية ضد اليهود، وكان من الخبراء في صواريخ القستام، وكابوسًا على قوات الاحتلال، فقد كان يعكف في منتصف الليل على نصب المتاريس للصهاينة على خطِّ البحر، ويعمل على إعطاب الجيبات الصهيونية التي كانت تنتهك حرمات المحيمات، فكان يدقُّ المسامير على إسفلت البحر العام... وقد أعطب العشرات من السيارات العسكرية حتى في برد الشتاء، ويعلق الأعلام

(١) موسوعة أعلام مصر ص ١٨٠.

والرايات الخضراء على أسلاك الكهرباء، وعلى المآذن العالية، الأمر الذي كان يزعج جنود الاحتلال. استشهد في إحدى المعارك مع جنود اليهود في ١٦ محرم، ٧ آذار(").

حسن أحمد محمود (۱۳۳٤ - ۱۲۲۱ه = ۱۹۱۱ - ۲۰۰۱م) أستاذ التاريخ الإسلامي.



من مصر. حصل على الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من جامعة القاهرة، أستاذ التاريخ الإسلامي في كلية الآداب بجامعة القاهرة، وكيل شؤون الدراسات العليا والبحوث بالكلية، أشرف على رسائل علمية عديدة. توفي يوم ٤ ذي الحجة، ٢٧ شباط (فبراير). من مؤلفاته التي وقفت عليها: الإسلام والحضارة العربية في آسيا الوسطى بين الفتحين العربي والتركي، الإسلام والثقافة العربية في إفريقيا، تاريخ الشرق القديم، الدولة الإسلامية الأولى: عهد البعثة المحمدية، العالم الإسلامي في العصر العباسى (مع أحمد إبراهيم الشريف)، قيام دولة المرابطين: صفحة مشرقة من تاريخ المغرب في العصور الوسطى، الكندي المؤرخ وكتابه الولاة والقضاة، الإسلام في حوض البحر المتوسط ١٣ - ٢٨٩هـ: بداية الفتوح العربية - استيلاء الأغالبة على صقلية، تاريخ المغرب والأندلس من الفتح العربي (٢) أعلام الهدى ٢٨٠/١، شبكة فلسطين للحوار (استفيد منها في جمادي الآخرة ١٤٣٢هـ، ونيها اسمه: حسن أحمد

حتى سقوط الخلافة (مع منى حسن محمود)، مصر الإسلامية منذ الفتح العربي حتى قيام الدولة الفاطمية (مع منى حسن محمود). وله كتب أخرى ذكرها في (تكملة معجم المؤلفين)(١٢).

حسن أحمد مرعي (۱۳۲۳ - ۱۹۰۱ه = ۱۹۰۵ - ۱۹۸۱م) مهندس ميكانيكي وزير، رجل علم وصناعة.



ولد بقرية العزيزية في مركز منيا القمح بمصر. حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من جامعة برمنجهام، وكان ثابي طالب مصري يحصل على درجة الدكتوراه في الهندسة بعد عبدالعزيز أحمد. وفور عودته عمل مهندسًا بشركة غزل المحلة، ثم تنقل بين جامعات القاهرة، والإسكندرية وعين شمس أستاذًا بقسم الميكانيكا بكليات الهندسة فيها، ثم شغل منصب وكيل وزارة التعليم، وبعد الثورة اختير مساعدًا لوزير الحربية لشؤون الإنتاج الحربي، ثم وزيرًا للتجارة والصناعة، وبعد استقالته من الوزارة تولى منصب رئيس محلس إدارة شركة اسكو للغزل والنسيج، وتفرغ لثاني أكبر هواياته بعد أبحاث الفضاء، وهي تربية الخيول العربية، وقد ارتبط اسمه بإنشاء أول جمعية علمية في مصر للملاحة الفلكية، وإنشاء أول لجنة لأبحاث الفضاء بوزارة البحث العلمي. توفي في ٣ ذي الحجة، مطلع شهر تشرين الأول (أكتوبر)<sup>(1)</sup>.

محمود زهد، وأنه من مواليد ١٩٦١م)

 <sup>(</sup>٣) من رسالة خاصة بقلم ابنته الأستاذة منى، مع إضافات.
 (٤) أعلام مصر في القرن العشرين ص ٨٢، الجمهورية

### حسن أحمد مرعي (١٣٤٦ - ١٩٣١ه = ١٩٢٨ - ٢٠١١م) فقيه أصولي.

ولادته في قرية كفر الشرفا التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية بمصر، نشأه والده على دينٍ وخُلق، حصل على الشهادة العالية من كلية الشريعة بجامعة الأزهر، والعالمية نفسها، درَّس في المعاهد الأزهرية متنقلًا بين نفسها، درَّس في المعاهد الأزهرية متنقلًا بين والقانون بجامعة الأزهر، وفي جامعة أم القرى والقانون بجامعة الأزهر، وفي جامعة أم القرى بحكة المكرمة أستاذًا لأصول الفقه، وأشرف خلالما على رسائل علمية، وأستاذًا في كلية الدراسات العربية والإسلامية بدبي. عاد إلى الشر الإسلام في إفريقيا، وعضوًا في اللجنة الدائمة لترقية أعضاء هيئة التدريس. توفي يوم الدائمة لترقية أعضاء هيئة التدريس. توفي يوم الأربعاء ٢٤ رمضان، ٢٤ أغسطس.

له بحوث منشورة في جحلة كلية الدراسات العربية والإسلامية بدبي، وكتب أربعة مصطلحات فقهية للموسوعة الفقهية بالكويت، هي: رخصة، صدقة، عاهة، فضة.

ومن عناوين مؤلفاته: المحكم والمتشابه في القرآن الكريم (ماجستير)، نظرية النسخ في الشريعة الإسلامية (دكتوراه)، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، مقدِّمات أصولية، المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية (مع خليفة أبو بكر)، المصلحة المرسلة بين النظرية والتطبيق، الأوامر والنواهي في الشريعة الإسلامية، مع المصدر الأول للتشريع الإسلامي (سلسلة مقالات نشرت في مجلة منبر الإسلام بوزارة الأوقاف في القاهرة)(۱).

## حسن أحمد همام (۱۳۴۷ – ۱۳۳۷ه = ۱۹۲۸ – ۲۰۱۲م) عالم اجتماع.



من قنا بمصر، أحد رموز ثورة يوليو، رئيس اتحاد طلاب الجامعات المصرية بألمانيا، أول رئيس لاتحاد طلاب العالم العربي هناك. وعمل أستاذًا لعلم الاجتماع بجامعة حلوان، وعميدًا لمعهد الخدمة الاجتماعية بجامعة أكتوبر. أسَّس جمعية (أصالة) [ذكر أنما عملت على بعث القيم الاجتماعية والخلقية الأصيلة؟]. وكان خبيرًا اجتماعيًا، واعتبره بعضهم أحد رواد علم الاجتماع في مصر والعالم العربي، توفي في ٥ ربيع الأول، ٢٨

من كتبه المطبوعة: بعض الزوايا الاجتماعية لأزمة تخطيط التنمية، العائد الاجتماعي والاقتصادي لمعسكرات العمل في جمهورية مصر العربية، مقدمة في علم الاجتماع: النظريات والمناهج (مع حسين شبيكة وحيدر إبراهيم علي)(٢).

حسن إرشيد التلّ (۱۳۵۱ - ۱۶۲۱ه = ۱۹۳۷ - ۲۰۰۱م) مفكر إعلامي ومحرر صحفي إسلامي رائد.

ولد في إربد بالأردن. تخرج في دار المعلمين، درَّس عشرة أعوام، ثم عيِّن مديرًا لمكتب الإعلام بوزارة الإعلام في إربد. ومنذ عام ١٣٨٨ه عمل في التلفزيون، وقبل أن يحال إلى التقاعد شغل مهمة مدير البرامج الدينية في الإذاعة. أحبَّ العمل الصحفي وأصدر جريدة «اللواء» الأسبوعية بشعار «حشد، إيمان، تحرير»، وصدر العدد الأول منها في ۱۹۷۲/۳/۲ م، واستمرت في الصدور. ودخل شريكًا في جريدة الدستور، وكان فيها نائب رئيس محلس الإدارة، وثابر على كتابة المقالة في الصحيفتين المذكورتين، وكان نائب نقيب الصحفيين. نشأ في مدرسة الإسلام، ونحا في خطه الكتابي الالتزام الإسلامي، ورأى علاج محتمعنا «بالعودة إلى دينه والتزامه لأصول القواعد الفكرية والمسلكية التي يقوم عليها البناء الاجتماعي والفكري للإسلام». وقد كتب في الصحف والدوريات الإسلامية، وكان فيها مربيًا وداعية، منفتحًا على مختلف تيارات الرأي الإسلامي بحيدة وإنصاف وروح أخوية، حريصًا على وحدة كلمة الحركات والقوى والتيارات الإسلامية. وقد انتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، وشارك في تأسيس العديد من المنظمات الإسلامية، فكان أحد الأعضاء المؤسسين لحزب جبهة العمل الإسلامي، وأمين عام جمعية العروة الوثقي. وعُدَّ أحد روّاد الصحافة الإسلامية، وأحد أبرز كتاب المقالة الإسلامية المعاصرة.

وأتاحت له مهنته الصحفية زيارة العديد من

(٢) بواية الأهرام ٢٠/١/٢١، ٢م.

<sup>(</sup>١٩٨٨/١٠/٤). وهو غير العالم الفقيه، الذي أشرف على رسائل علمية عديدة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة.

<sup>(</sup>١) موقع بوابة أصول الفقه (أول عام ١٤٣٣هـ). وهو حسن أحمد على مرعى.

دول العالم، والالتقاء بساستها ومفكريها. مات بطهران وهو يلقي كلمته في مؤتمر إسلامي، ودفن بإربد. عليه رحمة الله.



#### حسن التل أصدر صحيفة (اللواء) الأسبوعية

وله كتب مطبوعة مشهورة، منها: الأنبياء الكذبة، الهزيمة: أسباب وتبريرات، قضية ورجل، الإعلام العربي، عصام العطار: الزعامة المميزة، التلوث الفكري، خارج الزمان الردي – الشهود، المخابرات الأمريكية وتدبيرات السماء(١).

حسن الأسدي (١٣١٩ - ١٩٨٧ م) (١٣١٩ م تكملة معجم المؤلفين)

حسن إسلام يحيى (١٣٢٣ - ١٤١١ه = ١٩٠٥ - ١٩٩١م) عالم حليل، مدرِّس شرعى، داعية مفسرًر.



ولد بمدينة جاكووه في كوسوفو في بيئة علمية أيًّا عن جد، أخذ العلم عن والده العالم، الذي تفرغ لتدريس العلوم العزبية

(١) من أعلام الفكر والأدب في الأردن ص ١٥٠، المجتمع على ١٥٠، المعتمد ع ١٥٠، مسيرة الصحافة المردنية ص ١٨٠ الأردنية ص ٢٨، احداثة الصحوة الإسلامية ص ٤٨ (الهامش)، أدباء وعلماء عرفتهم ص ٤١، إخوان ويكي (ربيع الآعز ٤٣١).

والشرعية، ونال الإجازة العلمية قبل وفاته بعام. رحل إلى الأزهر فدرس هناك وحصل على العالمية للغرباء. عقب عودته من الأزهر كلفه (المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية) القيام بالدعوة في إقليم «كوسوفو» وإقليم «مقدونيا» وإقليم «السنحق» بالجبل الأسود، وابتكر الجلس لهذه الوظيفة اسمًا لم يكن معهودًا من قبل وهو (سيّار واعظ)، وقام بحذه الوظيفة طائفًا بجميع البلاد والقرى من عام ١٣٥٣هـ إلى ما بعد نشوب الحرب العالمية الثانية. وحينما كان يمر بالبلاد التي بما معاهد دينية حرّة يطيل الإقامة قاصدًا زيارة المعاهد ليحتمع بالطلاب لدراسة أحوالهم، ومناقشتهم في دروسهم وتوجيههم إلى طرق البحث، وكيفية فهم المعلومات واستيعابما، ليكونوا علماء يستنبطون الأحكام من مصادرها لا حفّاظًا ينقلون آراء العلماء إلى المستمعين، وكان يحثهم على الاطلاع على الآراء المختلفة ودراسة أدلتها ومقارنة بعضها بالبعض الآخر، للوصول إلى الدليل الأقوى والرأي الأرجح. بعد نشوب الحرب العالمية الثانية تولى الإفتاء في مدينة «برزرين» ثانية المدن الرئيسية في الإقليم، وبحا معهد ديني كبير حرّ، تابع لمسجد محمد بيراقلي باشا، به حجرات للطلاب واستراحة لشيخ المعهد. اتخذ المعهد مركزًا للإفتاء ليجمع بين الحسنيين: القيام بمهام الإفتاء والقيام بالتدريس لطلاب المعهد، وكان به مكتبة زاخرة بأمهات الكتب في العلوم المختلفة، لزم المعهد ست سنوات تقريبًا، وبعد أن صدر الدستور الشيوعي في (٢٩) نوفمبر سنة ١٩٤٦م ألغيت جميع الوظائف الدينية، وأغلقت المعاهد الدينية، ومكاتب الصبيان الذين كانوا يحفظون القرآن الكريم، فاعتكف في داره، وعمل في تربية النحل عشر سنوات، وقد أغناه ذلك عن كل شيء، إلى أن سمح تيتو للمسلمين بالاهتمام

سنة ١٣٧٨ه افتتح «معهد علاء الدين الديني» الثانوي في عاصمة الإقليم برشته، فطلب منه التدريس فيه لطلاب الفرقة النهائية، فتولى تدريس المواد العربية والشرعية عشرين عامًا، وتخرج على يديه عدد كبير، أكثرهم توجّهوا إلى الأزهر والسعودية وسورية لتكملة دراساتهم العليا. وكان وجيها، مهابًا، لتكملة دراساتهم العليا. وكان وجيها، مهابًا، المحتلين أو الشيوعيين، فكانوا يقدرونه حتى المحتلين أو الشيوعيين، فكانوا يقدرونه حتى أيام عزلته في داره. وكان مع هذه المهابة متواضعًا، بشوشًا، طويل البال، بديه الخاطر، توفي صباح يوم الثلاثاء ٢١ رجب، ٥ شباط (فبراير). رحمه الله.

وقد ترجم معاني القرآن الكريم إلى الألبانية، وصار تفسيره هذا مشهورًا جدًا بين أهل العلم، وكان قد خطط له منذ انصرافه من الأزهر(٢).

#### حسن إسماعيل عبدالرازق (١٣٥٦ - ١٤٢٩ه = ١٩٣٧ - ٢٠٠٨) أستاذ البلاغة والنقد.

ولادته في قرية (جناح) التابعة لمركز بسيون بطنطا، حالس العلماء، وشُغف بعلوم اللغة، وحفظ متونا، وأجاد الشعر والنثر. تتلمذ على عدد من المشايخ، وتابع دراسته العليا في الأزهر حتى حصل منها على الدكتوراه في البلاغة والنقد من كلية اللغة العربية، ثم التي تخرَّج منها، وصار رئيسًا لقسم البلاغة والنقد بها، واختير عضوًا في اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة بالأزهر، وحصل على الزمالة الفخرية في رابطة الأدب الحديث. كتب عشرات الأبحاث والمقالات والردود العلمية، وتوفي يوم الأربعاء ٢٨ عمرم، ٢ فبراير.

مؤلفاته (ومعظمها مطبوع): مراحل البحث

(٢) الأزهر (ربيع الأول ١٤١٢هـ) ص ٣٢٦.

بأمور دينهم وفتح معاهدهم الدينية. وفي

البلاغي في اللغة العربية، نظرية البيان بين عبدالقاهر والمتأخرين، النظم البلاغي بين النظرية والتطبيق، المعايير البلاغية والنقدية في (قانون البلاغة) لابن حيدر البغدادي المتوفى سنة ١٧٥ه، من منابع البلاغة بين الأسرار والدلائل، لآلئ التبيان في المعاني والبديع والبيان، معيار اللآلي في العروض والقوافي، خصائص النظم في (خصائص اللغة العربية) لأبي الفتح عثمان بن جني المتوفى ٣٨٧هـ، البلاغة في (المثل السائر) لضياء الدين بن الأثير المتوفى ٦٣٧هـ، النقد البلاغي في كتاب (المصون) لأبي أحمد العسكري المتوفى ٣٨٢ه، دلائل الإعجاز بين أبي سعيد السيرافي وعبدالقاهر الحرجاني، من قضايا البلاغة والنقد، أنغام الشعر العربي في العروض والقوافي، وكتب أحرى له أوردتها في

## الحسن بن الإمام الجكني (١٣٤٥ - ١٤١٤ه = ١٩٢٦ - ١٩٩٣م) فقیه ومدرّس محضری شاعر.

(تكملة معجم المؤلفين)(١).

من ولاية العصابة جنوب شرق نواكشوط، تلقى تعليمه عن فقهاء، وعن أهل أباه في أفطوط. درَّس في «محضرة أهل الإمام» التي أنشأها، وظل يديرها حتى وفاته، وكان زعيمًا لقومه، وشاعرهم، ومرجعهم في الإفتاء

له ديوان مخطوط، وعدد من الرسائل الفقهية المخطوطة(٢).

حسن إمام عمر  $(7777 - VY214 = \lambda 121 - V**Y5)$ محرر صحفي فني.

والتدريس.

(٢) معجم البابطين لشعراء العربية،



من مصر. عشق الفنَّ وتفرَّغ بكلِّ كيانه للصحافة الفنية، وقد بدأ بما وهو ما زال

طالبًا في الثانوية، حيث راسل محلة الصباح الأسبوعية، وبعد خمس سنوات غدا محترفًا، فكان واحدًا من محرريها وهو دون العشرين. رأس تحرير بحلة (الكواكب) الصادرة عن دار الهلال، واشترى محلة (سيتى فيلم) وأصدرها لمدة عام واحد، كما أصدر بحلة (الشعاع) عام ١٣٥٦هـ (١٩٣٨م)، وعمل سكرتيرًا لتحرير محلة (النجوم) عام ١٣٦٥هـ (١٩٤٥م)، وبعد عشر سنوات أصدر بحلة (الأستوديو)، وبعد خلافه مع الناشر أصدر بحلة (الفنون). وقد اهتم بالنقد السينمائي، وبتاريخ السينما في مصر، وأعد برامج للإذاعة والتلفزيون، ولإذاعة بي بي سي البريطانية. مات في ٢٩ ذي الحجة، ١٨ كانون الثاني (يناير).

وقد جمعت وزارة الثقافة كل أعماله وإنحازاته في كتاب، كتبه سمير فريد.

ومن عناوين كتبه: الفيلم العربي (٦).

حسن الأمير سليم عرجون (1771 - 0.31a = 1.11 - 3111<sub>4</sub>) (تكملة معجم المؤلفين)

حسن الأمين = حسن بن محسن الأمين

(٣) الأهرام ع ٩٧٨٣٤ (٥/١/٨٢٤١ه)، وع ١٩٨٦٤ ·(A1 ETA/1/1A)

حسن أيوب (نحو ۱۳۳۷ - ۱۶۲۹ هـ = تحو ۱۹۱۸ - ۲۰۰۸م) عالم فقيه، داعية جليل.



من محافظة المنوفية بمصر. تخرج في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر سنة ١٣٦٩هـ، وعمل بعد تخرجه مدرسًا بوزارة التربية والتعليم، ثم موجهًا بوزارة الأوقاف، ثم مديرًا للمكتب الفني بحا. من الرعيل الأول لحماعة الإخوان المسلمين، ولاقى في سبيل الدعوة إلى الله العنت الشديد، وخاصة في سجون عبدالناصر، التي امتدت فترة مكوثه بما إلى عشرين عامًا! انتقل بعدها إلى العمل بالكويت واعظًا وخبيرًا بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقد أفاد خلال هذه المدة بجهوده الدعوية الواسعة، شملت الخطب والدروس والمواعظ العامة، وأثمرت حركته الدائبة عن عشرات الدعاة، الذين هداهم الله على يده وبجهوده، في مرحلة طغى فيها المدُّ التغريبي، وعلت بعض أصوات الإلحاد والانتقاص من كرامة الدين والمتدينين، ولقد شرح الله صدر العشرات على يده. وقد تنقل من مسجد إلى آخر، حتى استقرّ به الحال بمسجد العثمان بدحولي» مدة طويلة، فداوم الناس على حضور دروسه بالمسجد. وأنشأ مشروعات دعوية وخيرية يأتى على رأسها «الحنة زكاة العثمان»، التي نالت شهرة واسعة على مستوى العالم العربي، وأسهمت في مساعدة وكفالة عدد كبير من الفقراء والمحتاجين. وكان يتمتع بأسلوب

<sup>(</sup>١) موقع الألوكة (٣٣ ١هـ).

خطابي مؤثر، يتدفق حماسة وتقوى، فهو من شيوخ الأزهر الذين عاشوا هموم أمتهم حتى لقاء ربحم، قدوة وعملًا ونشاطًا، وتأليقًا وكتابة، وإخلاصًا وعفة. ثم انتقل للعمل في السعودية، فعُيِّن أستاذًا للثقافة الإسلامية بجامعة الملك عبدالعزيز، ثم أستاذًا بمعهد إعداد الدعاة بمكة المكرمة، فأسهم هناك في إذكاء جذوة العمل الإسلامي مع إخوانه من العلماء والدعاة. توفي يوم الأربعاء ١٣ موليو.

وخلف رصيدًا كبيرًا من الأعمال الدعوية والفقهية، بلغت أكثر من ١٠٠٠ شريط كاسيت وفيديو، كثير منها محفوظ في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، وعشرات المؤلفات التي تنوّعت بين الفقه والعقيدة وعلوم القرآن والأخلاق والسيرة، كان آخرها «الموسوعة الإسلامية الميسرة»، التي بلغت حمين جزءًا.

ومما وقفت عليه من عناوين مؤلفاته المطبوعة: تبسيط العقائد الإسلامية، الجهاد والفدائية في الإسلام، الحديث في علوم القرآن والحديث، رحلة الخلود، الزكاة في الإسلام، فقه السلوك الاجتماعي في الإسلام، فقه العبادات، فقه المعاملات المالية في الإسلام، فقه الأسرة المسلمة، قصص الأنبياء: قصص الصفوة الممتازة، مع الله في صفاته وأسمائه الحسنى، الخلفاء الراشدون: القادة الأوفياء وأعظم الخلفاء: أبو بكر – عمر – عثمان – على رضى الله عنهم أجمعين، وكتب غيرها أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

حسن أبو باشا = حسن سليمان أبو باشا

حسن الباشا بن محمود (۱۳۳۸ - ۱۲۲۲ه = ۱۹۱۹ - ۲۰۰۱م) باحث في الآثار.

ولد في القاهرة. حصل على دبلوم من

(١) المحتمع ع ١٨١٢ (٢٦/٧/٨٠٠٢م).

معهد كورتولد بجامعة لندن، ودكتوراه الآثار الإسلامية من جامعة القاهرة. أستاذ الفنون الإسلامية، ورئيس قسم الآثار الإسلامية، فوكيل الكلية. أستاذ بجامعة الرياض، فجامعة صنعاء، فأم القرى بمكة المكرمة. مقرّر اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية لفحص الإنتاج العلمي للمنتدبين لوظائف الأساتذة بالجامعات المصرية، عضو عدة لجان ومجالس قومية متخصصة، مؤسس قسم الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، وأول رئيس للقسم. أشرف واشترك في أعمال حفر أثرية بمصر والخارج، وأسهم في ندوات ومؤتمرات عالمية، وأشرف على أكثر من مائة رسالة ماجستير ودكتوراه، عضو اللجنة الاستشارية لمشروع الدراسة الشاملة لطريق الحرير باليونسكو، عضو معلس الإدارة بالمشروع، ومقرر لجنة المعارض والندوات به، وشارك في جلساته وزياراته ومؤتمراته.

وله كتب، منها: التصوير الإسلامي في العصور الوسطى، قاعة بحث في العمارة والفنون الإسلامية، الآثار الإسلامية (العنوان على الغلاف: مدخل إلى الآثار الإسلامية)، الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار، دراسات في الحضارة الإسلامية، الفنون الإسلامية والوطائف على الآثار الإسلامية (٣ مج)، القاهرة: تاريخها - فنونما - آثارها (مع آخرين)، موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية (٥ مج)، القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان؟ (٢ مج)، تاريخ الفن في عصر الإنسان الأول، فنون التصوير الإسلامي في مصر، الآثار، أعمال الحفر الأثري/ ليونارد رولي (ترجمة)، تاريخ الفن في العراق القليم، الفنون القديمة في بلاد الرافدين. وكتب أحرى له في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

(٢) الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص ٢٠٦، وصفحة عنه في الشبكة العالمية للمعلومات عن الحاصلين على درع الاتحاد العام للآثارين العرب، وفيه أنه ألف أكثر



حسن باقر عبدالربّ (۲۰۰۰ - ۲۲۲۱ه = ۰۰۰ - ۲۰۰۲م) رحالة.



من عُمان. أدمن في الرحلة، وجاب أقطار الأرض، حتى كان يقول: أنا صديق العالم. مات في ٧ شعبان، ٣٦ آب (أغسطس). صدر فيه كتاب بعنوان: حسن باقر عبدالرب: الرحالة الذي نثر كتبه عبر سبل الحياة / إدريس علوش، ٤٣٠ (هـ، ٤٧هـ (٣)).

حسن البحيري = حسن حسن البحيري حسن بسّام = حسن أحمد بسّام

من ٣٠٠ كتاب (استفيد منه في ربيع الآخر ١٤٣٤هـ) مع إضافات.

(٣) موقع جهة الشعر (استفيد منه في ٢٨/٧/٢٨هـ)، جريلة الرياض ١٦ يوليو ٢٠٠٩م.

حسن بشير عبدالماجد (١٣٧٢ - ١٤٣٠ه = ١٩٥٢ - ٢٠٠٩م) داعية قيادي.

من السودان. انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين في ثمانينات القرن المحري الماضي، وترقّى في مسؤولياته حتى أصبح عضوًا في المكتب التنفيذي، ومسؤولًا عن العمل الطلابي، وعُدَّ واحدًا من سبعة أسسوا عمل الحماعة في السودان، ثم إنه تفرّغ للعمل الدعوي بالخارج، الذي استمرّ فيه طوال (١٥) عامًا، وتوفي في ماليزيا يوم الخميس ٤ ذي القعدة، ٢٢ أكتوبر(١٠).

الحسن البصو بي (١٣١٦ - ١٣٩٦هـ = ١٨٩٨ - ١٩٧٦م) (تكملة معجم المؤلفين)

حسن البطل = حسن محمد عثمان

حسن بغدادي = حسن أحمد بغدادي

حسن بكر الشريف (١٣٥٦ - ١٤٢٤ه = ١٩٣٧ - ٢٠٠٣م) باحث ومنقّب آثار.

من مصر. حصل على الماجستير والدكتوراه في الآثار من قسم التاريخ والآثار بكلية الآثار من قسم التاريخ والآثار بكلية أستاذًا للآثار في جامعات القاهرة وأسيوط والمنوفية والإسكندرية (في دمنهور)، وجامعة المنوفية، وأنشأ شعبة للآثار ومتحفًا للكلية، كما أنشأ متحفًا لنماذج من الآثار في دمنهور، ونقّب في نقادة بالإسكندرية، وفي منطقة الوقف بقنا، وفي كوم الفراعين واستضافه مركز الجهاد الليي فألقى محاضرات واستضافه مركز الجهاد الليي فألقى محاضرات هناك، وقاد عدة رحلات للمناطق الأثرية

بجنوب وشمال ليبيا. وناقش وأشرف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه في عدة جامعات. وكان تدريسه وتخصصه في تاريخ وحضارة مصر الفرعونية، وفي تاريخ وحضارة الشرق الأدبى القليم، وعصور ما قبل التاريخ في مصر والشرق الأدبى؛ وتاريخ وآثار أقطار الشمال الإفريقي.

عنوان رسالته في الماجستير: دراسة تاريخية لحضارة المغرب القديم أثناء العصر الحجري. وفي الدكتوراه: دراسة مقارنة لآثار العصر الحجرى الحديث في مصر (٢).

حسن بن بكر العزازي (۱۳۵۳ - ۱۹۸۶ه = ۱۹۳۴ - ۱۹۸۳م) كاتب صحفى شاعر.



من عمّان. درس حتى الثانوي، ثم سافر إلى أوربا بقصد العلم والعمل، واستقرَّ في أمستردام بحولندا، وحصل من جامعتها على الماجستير في العلوم السياسية، وتسلم رئاسة تحرير شؤون الشرق الأوسط بإذاعة هولندا، وكان عضوًا في مجلس العمال الأجانب بحولندا لسنوات عديدة. توفي في ١٢ ربيع الأول، ١٦ ديسمبر.

كتب قصصًا ومقالات في مجلات وصحف عالمية، في أقطار أوربا وأمريكا وأستراليا، بالإنجليزية، مصوِّرًا معاناة العمال العرب والمسلمين في مهاجرهم.

باول باون، وله ديوان شعر بعنوان: عيون سلمى، طبع في سنة وفاته. وله مخطوطات في الشعر والقصة والتراجم(٢٠).

حسن بنجر = محمد حسن بن سعید

الحسن البونعماني = الحسن بن أحمد البونعماني

حسن بيومي حسن (١٣٥٥ - ١٩٣٦هـ = ١٩٣٦ - ٢٠٠٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

حسن التل = حسن إرشيد التل

حسن التهامي = محمد حسن محمد التهامي

حسن توفيق عبدالعال (۱۳۲۸ – ۱۶۰۲ هـ = ۱۹۱۰ – ۱۹۸۲م)

محرر صحفي.

من حلب. بحاز في الحقوق من جامعة تولوز بفرنسا، ودرس الأدب في الأزهر بالقاهرة، عاد فزاول المحاماة، ثم عمل في الصحافة، فكان أحد صاحبي «الحوادث» الصادرة سنة ١٣٥٨ه (١٩٣٩م)، ثم تخلى عنها ليصدر «الإصلاح» سنة ١٣٦١ه من المعدر بعنوان «الصباح»، ثم أصدر مع عدنان محيي الدين جريدة «الميزان»، ثم تركها وعمل في صحافة دمشق، فرأس تحرير بحلة وأصدر هناك جريدة «الميزان»، ثم تركها الشرطة، وأصدر هناك جريدة «الميزات» ثي عمل الشرطة، وأصدر هناك جريدة الليزان»، ثم تكها عمد الشيشكلي، وانتمى إلى الحزب الوطني، ثم أقام في الكويت وتوفي بها.

وله من الكتب: صفحات من تاريخ فرنسا في الشرق، صفحات من تاريخ فرنسا في (٣) معجم أدباء الأردن ٤٧/١، معجم البابطين لشعراء العدية.

المغرب(١).

حسن توفيق النجفي (١٣٥٤ - ١٤١٣هـ = ١٩٢٦ - ١٩٩٣م) اقتصادي.



ولد في الموصل، حصّل إجازة في التجارة والاقتصاد، ابتدأ بنشر مقالاته الأدبية والاجتماعية سنة ١٣٥٩ه في صحف الموصل ولاسيما جريدة (فتى العراق) عين مديرًا عامًا في دوائر البنك المركزي العراقي، ووكيلًا لوزارة المالية. رئيس جمعية البيت العراقي، ورئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين، حضر خمسين مؤمّرًا عربيًا ودوليًا.

من كتبه المطبوعة: إدارة المصارف (مع آخرين)، إسناد التحصيل المستندية: دراسة مقارنة، الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية، الاعتمادات المستندية والتطبيق، أوراق المحصلي المستندي، البيوع الدولية، التجارة والقانون بدءًا من سومر، التحويل الخارجي في القضاء والعمل، التطبيقات الجديدة للاعتمادات المستندية، زينة المصطلحات للاعتمادات المستندية، زينة المصطلحات الشريفة، سوق الأوراق المالية. وباقي مؤلفاته الشريفة، سوق الأوراق المالية. وباقي مؤلفاته في (تكملة معجم المؤلفين)(۱).

(١) معجم الجرائد السورية ص ٤٤٠، معجم المؤلفين السرويين ص ٢٢٨/٣، ووردت وقاته - ريما في المصدر الأخير - ١٩٨٠هـ ١٩٨٠م.
(٢) معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ٢١٠/٢، موسوعة أعلام العراق ٢٥٥/١، موسوعة أعلام المواق (وفيها وفاته ١٩٩٢م).

حسن ثابت مافوتو مینجي (۱۳۴۲ – ۱۹۱۵ه = ۱۹۲۳ – ۱۹۹۹م) عالم داعية.

ولد في زائير، وفيها درس العلوم الشرعية بمدرسة والده، ثم رحل في طلب العلم، وتولى خطابة الجامع الكبير في مدينة كسنجالي، وأصدر صحيفة «مرشد المسلم». وكان رئيسًا للجمعية الزائيرية، وعضوًا مؤسّسًا لرابطة العالم الإسلامي. قضى معظم حياته في خدمة الإسلامي وتوفي يوم الاثنين ١٢ وفي البلدان المجاورة، وتوفي يوم الاثنين ١٢ جمادى الأولى ٣٠.

الحسن الثاني ابن محمد الخامس (۱۳٤۸ – ۱۹۲۹ م) ملك المغرب.



ولد في الرباط. تتلمد على علماء البلاط الملكي وفي إحدى مدارس الرباط. تابع دراساته العليا في الحقوق في معهد الرباط وجامعة بوردو بفرنسا وتخرج بشهادة دكتوراه. ساعد والده في إدارة شؤون البلاد. نفي مع العائلة المالكة إلى مدغشقر حتى عام ١٣٧٥هـ. عين قائدًا للجيش الملكي إثر استقلال المغرب (١٣٧٦هـ = ١٩٥٦م)، ونائبًا لرئيس ووليًا للعهد (١٣٧٧هـ)، ونائبًا لرئيس الوزراء، ثم وزيرًا للدفاع عام ١٣٨٠هـ، وغدا عاهل المغرب في ٢٦ شباط ١٩٦١م

(٣) آفاق الثقافة والتراث س ٢ ع ٨ (شوال ١٤١٥هـ)
 ص ١٥٥٠.

(۱۳۸۱هـ) وتولى الملك في ٣ آذار (مارس). كتب أول دستور للمغرب أقرًّ في عام ١٣٨٢ه (١٩٦٢م) الذي يقضى بأن تكون المغرب ملكية دستورية تحكم بواسطة الملك والبرلمان. تعرَّض لحاولات اغتيال عديدة، ومحاولة انقلابية من قبل وزير الداخلية الجنرال محمد أوفقير، ولما فشل انتحر، فأحكم الملك سيطرته على سلطة الحكم. ولما تخلت إسبانيا عن الصحراء المغربية طالب بها، لكن جبهة البوليسارو طالبت بالاستقلال، ونشبت الحرب. سمَّى نفسه أمير المؤمنين (والحكم علماني) وكان حليقًا مقربًا للغرب، وأقام مع ليبيا نواة «الاتحاد العربي الإفريقي». رئيس لحنة القدس المنبثقة من القمة الإسلامية (غير الفاعلة). وقد حافظ على علاقات طيبة حتى مع الدول التي كانت محطَّ خصومة في ظروف معينة، ونقل المغرب من دولة فقيرة محدودة الإمكانات إلى دولة متوسيطة الدخل، وبقيت ملفّات داخلية عالقة، مثل البطالة المتفشية، ومواجهة المديونية التي تفوق (٢٤) مليار دولار. وخارجيًا: ملفّ الصحراء، والعلاقات مع الجزائر، وتفعيل اتحاد المغرب العربي الذي جمدت مؤسَّساته. وكُشف عن فظائع في فترة حكمه بعد وفاته، وقد حكم إلى يوم وفاته ١٠ ربيع الآخر، ٢٣ تموز (يوليو)، وبويع من بعده ابنه محمد السادس.

ومماكتب فيه:

مع حلالة الملك الحسن الثاني في حاضرة الفاتيكان/ عبدالوهاب بن منصور.

مع جلالة الملك الحسن الثاني في نيروبي وجدة ومكة (٢٣ – ٢٧ غشت ١٩٨١)/ عبدالوهاب بن منصور.

الحسن الثاني: حياته وجهاده ومنجزاته / عبدالوهاب بن منصور.

الحسنيات: مجموعة قصائد شعرية في مدح صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني.

بم الله الرحمة الرحمة الرحمة الرحمة الرحمة المرحمة ال

أه المغيرات المتكنولين المتكولة فاع بها وأنه بعليعا مسلموا اكتهروا نع ب بستود هذا المنفالا لفائم من ويشا كردنگ ميد أن الفائم على حذال على حذال الفائد والتحد والتحد والتحد والتحد الفري المتواعد والتحد والتحد المتحدد التدمية المديمة والتحدد التدمية المتحدد التدمية المتحدد التسوي والتحدد والتحدد التدمية التحدد التسوي التحدد التحدد

## 14

الجمعة 27 رسيح الثّان عام 1413 معاض 23 أكنز بر سنة 1992م ما مبريون معارضة إندين

#### الحسن الثاني (خطه وتوقيعه)

إبعاث أمة: الحسن الثاني ملك المغرب/ القصر الملكي.

مع حلالة الملك الحسن الثاني في نواذبو: ١٤ شتنبر ١٩٧٠).

مع جلالة الملك الحسن الثاني في باريس/ عبدالوهاب بن منصور.

مع حلالة الحسن الثاني في فاس وتازة ووجدة وتلمسان/ عبدالوهاب بن منصور.

الحسن الثاني ملك المغرب / روم لا نسدو؛ تعريب بنحمان الداودي.

عرائس التهاني المزفوفة إلى جلالة الملك الحسن الثاني.

عشر سنوات من المنجزات الثقافية في عهد الحسن الثاني ١٩٦١ - ١٩٧١م/ وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلى.

فكر الحسن الثاني: أصالة وتحديد/ أكاديمية المملكة الغربية.

الندوة العلمية حول الشخصية العلمية للحسن الثاني من خلال شهادات المشاركين في الدروس الحسنية.

صديقنا الملك/ حيل بيرو (ترجمة ميشيل خوري).

محمد الخامس والحسن الثاني كما عرفتهما/ هنري ديبوا روكيبير.

شخصية الحسن الثاني في أبعادها ومناقبها/ محمد الكتاني.



حسن جاد شابًا وشيخًا

مع ثلاثة ملوك علويين: محمد الخامس والحسن الثاني ومحمد السادس/ أبو بكر القادري. له مذكرات بعنوان: ذاكرة ملك: الحسن

له مذكرات بعنوان: ذاكرة ملك: الحسن الثاني/ أجرى الحوارات إيريك لوران (طبع طبعات عديدة)، التحدي، الحديث الديني الجامع الذي ألقاه أمير المؤمنين جلالة الحسن الثاني<sup>(۱)</sup>.

حسن جاد حسن عطا الله (۱۳۳۳ - ۱۹۱۹ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۹۰م) شاعر الأزهر، عميد الأدب العربي.



(1) للوسوعة العربية العالمية ٢٤٢/٩، دليل الإعلام والأعلام والأعلام و ٢٥١٥ (١٤٢٠/٤/٢١) من ٢٥٠ موسوعة السياسية ٢٣٣٠، وملحقها ص ٢٣٧، موسوعة القادة السياسيين ص ١٠٤، القاموس السياسي ص ٥٧٥، الموسوعة السياسية والعسكرية ٢١٣/٢، الموسوعة العربية الميسرة ٢٥٣/٢، الموسوعة العربية الميسرة ٢٥٣/٢،

ولد بقرية منشاه الجمّال بالدقهلية في أسرة متدينة. توفي والده وهو في الخامسة من عمره. حفظ القرآن الكريم، وفي معهد الزقازيق الثانوي كان من زملائه محمد متولى الشعراوي ومحمد الطيب النجاره وفيه تفتحت مواهبه الشعرية وأصدر ديوانه: زورق الشجون، وهو في الرابعة الثانوية. حصل على العالمية من كلية اللغة العربية، وفي هذه المرحلة اتصل بكبار الأدباء، أمثال سيد قطب ومحمد الأسمر وحسن القاياتي، ونشر قصائده في الدوريات، وحصد ميداليات وجوائز عديدة. ثم حصل على الدكتوراه في الأدب والنقد، ودرَّس في الكلية التي تخرج منها، ثم صار عميدًا لها. وأعير لجامعة الإمام بالسعودية والجامعة الإسلامية بليبيا حتى عام ١٣٩٣هـ. وفي هذا العام فجع بوفاة ولده فانطوى على نفسه وفقد بصره ورثاه بقصيدة من عيون الشعر بلغت نحو (١٠٠) بيت، وعدَّ أعظم رثاء في تاريخ الشعر العربي، مثل رثاء ابن الرومي والزيات، ومطلع قصيدته هو:

ودَّعتُ فيكَ صفاءَ العيشِ يا ولدي يا طولَ هتى ويا حزني ويا كمدي

ثم كان عضوًا بلجنة الشعر في المجلس الأعلى للفنون والآداب. وفي عام ١٣٩٨ه (أبريل ١٩٧٨م) أقيم مهرجان شعري اختار الأدباء فيه تنصيبه عميدًا للأدب العربي، وأحدث هذا ضجة كبرى في الصحف، إلا أنه رفض ولم ير نفسه أهلًا له. أشرف

على نحو (١٥٠) رسالة ماجستير ودكتوراه، وعاش راضيًا لا يسعى إلى ثراء، ولا يحرص على منصب أو جاه، معترًا بكرامته، يكره النفاق والمنافقين، وعقت التزلف والمتزلفين، ويجاهر برأيه في صراحة وجرأة، وجرّ ذلك عليه إيذاء أو حرمانًا. وقد أطلق عليه «شاعر الأزهر» لأن شعره يمثل الثقافة الأزهرية المحافظة المتجددة في سماتها الدينية، والعربية، واللغوية، وهو الشاعر الذي شبَّ في أحضان الأزهر، وأنفق حياته كلها في ظله، يتغنى بعظمته، ويُشيد بمحده، ويدافع عن حقوقه، ويواجه خصومه، ويتعقّب كل من ينحرف عن سمته، أو يفرِّط في حقه، أو يحاول أن يشوه تاريخه الجيد، ليظل الأزهر شامخ الرأس، مرفوع الجبين.

ومن شعره رحمه الله:

ولكنني أعتز بالله وحده

وليس لغيسر الله يركسن جانبي ولى من إباء النفس أكرم عاصم

عن الذل والزلفي وأمنع حاجب

وما ضرَّني أن لم تدع لي صراحتي وفاء محبِّ أو مودَّةً صاحب

إذا كان قول الحق يؤذي فإنسى

ألفت من الأيام مر النوائب ولست عن الرأي الصريح بحائد

ولا عن طريق الحق يومًا بناكب

توفي في ۱۸ جمادي الآخرة، ۱۱ تشرين الثاني.

وقدمت فيه رسالة ماجستير إلى جامعة الأزهر عام ٤٠٤ ه بعنوان: «الاتحاهات الفنية في شعر حسن جاد»/ محمد عبدالرحمن خضير. جمع فيه شعره ودرسه.

وله عدا الديوان المذكور: الأدب العربي بين الجاهلية والإسلام (بالاشتراك مع خفاجي والمسلوت)، الأدب العربي في ظلال الأمويين والعباسيين (بالاشتراك مع السابقين)، ابن

زيدون: عصره - حياته - أدبه، الأدب العربي في المهجر، دراسات في النقد الأدبي القديم والحديث، الأدب المقارن، ميزان الشاعر في العروض والقوافي، مناهج البحث الأدبي، ديوان حسن جاد (خ)، الأدب العربي في الأندلس (بالاشتراك مع محمد عبدالمنعم خفاجة)(١).

حسن جعيل (\*\*\* - 4.43 (\*\*\* - 4.4.74) (تكملة معجم المؤلفين)

حسن الجمل = حسن أحمد الجمل

حسن جودة = حسن محمد علي جودة

حسن جودة عبدالحافظ (A371 - 3731& = P7P1 - T++ Y4) داعية تربوي ورجل عمل اجتماعي.



من مواليد تل كفر منصور بمحافظة بني سويف، تخرُّج في كلية دار العلوم والتربية، وانتقل إلى بور سعيد ليعمل في معهد المعلمين الخاص مدرسًا للرياضيات. أسَّس جمعية ومدارس الدعوة الإسلامية ببني سويف ورأس بحلس إدارتما، أحد رجالات التعليم الذي

(١) الأزهر (ربيع الآخر ١٤٠٤هـ) ص ٧٤ه، و جـ، ١ س ۱۸ (شوال ۱۱۲۱ه) ص ۱۵۲۲، و ح ۱۱ س ۱۸ ص ١٦٩٦، ١٧٠٤، الحركة العلمية في الأزهر ١٧٠٤، ٢١٥١، ديوان الشعر العربي ١٩٢٦، مع رجال الفكر في القاهرة

تربى على يديه أجيال من النشء الطيب. دعا وجاهد وسُجن وعُدِّب. وكان عضوًا في مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، أسَّس وأدار في رحلة طويلة «جمعية الدعوة الإسلامية» بمحافظة بني سويف، والمدارس التي أنشأها تفوقت على مستوى الحافظة، بل على مستوى الجمهورية كلها. كان من رجال العمل الاجتماعي المبرزين، انتخبته مدينة بني سويف مرتين لعضوية مجلس الشعب. سُجن عام ١٤١٦ه وحوكم عسكريًا فقضي (٣) سنوات حلف القضبان صابرًا محتسبًا رغم كبر السنِّ والمرض. وكان بشوشًا مبتسمًا، حاز ثقة الناس بعطائه وإخلاصه، قضي حياته الوظيفية مدرسًا للرياضيات وموجهًا، وربط بين حياته الدعوية والوظيفية. مات فجر الخميس ١٩ رمضان، ١٣ نوفمبر. من مؤلفاته: المؤامرة على التعليم والمعلم (مع آخرين)<sup>(۲)</sup>.

حسن جوليد أبتيدون (0771 - YY31a = 1181 - 1 . . Ya) رئيس جيبوتي.



من فصيل ماماسان من قبيلة عيسى، التي تعتبر أكبر عددًا من العفر القبيلة الثانية في جيبوتي. لم يتلق أيَّ تعليم قبل ممارسة السياسة ١٣٦٧ه (١٩٤٧م) التي دافع أثناءها بقوة عن بقاء جيبوتي ضمن الجمهورية الفرنسية، وكان من أنصار الجنرال

(۲) المجتمع ع ۱۵۷۸ (۱۹۲۷/۹/۲۷)، و ع ۱٤۱۷ (۱۲/۲/۱۲) هم) ص ۳۱، وأعداد من حريدة الأهرام بعد وفاته، إخوان ويكي (٤٣٢هـ). التابعة للجامعة، رئيس تحرير صحيفة «آفاق

جامعية» الشهرية الصادرة من الجامعة.

مات في ١٠ جمادي الأولى، ٢٧ حزيران.

حسن حامد لبيب

(تكملة معجم المؤلفين)

وله أبحاث في مجال تخصصه<sup>(۱)</sup>.

ديغول! ومثّل جيبوتي في مجلس الشيوخ الفرنسي بباريس بين ٧٢ – ١٣٧٨هـ، ثم في الجمعية الوطنية. وكان أول رئيس لجيبوتي بعد استقلالها عن فرنسا، حيث تولَّى الرئاسة بین یونیو (حزیران) ۱۹۷۷م ومارس (آذار) ١٩٩٩م. وانسحب من الحياة السياسية ليمهد طريق خلافته لرئيس ديوانه «غيلة». توفي يوم الثلاثاء ٣٠ شوال، ٢١ تشرين الثاني (نوفمبر)<sup>(۱)</sup>.

حسن حاكم سليمان (A371 - P1314 = P7P1 - APP14) رسام کارپکاتیر.



من مواليد أنشاص إحدى قرى مصر، من أصل سوداني. تخرج في كلية الفنون، رسم في صحيفتي «المساء» و «الجمهورية» ومحلات دار الهلال المتنوعة، وشارك في تأسيس محلة «الكروان» للأطفال، كما شارك في إنتاج فيلم مصري للرسوم المتحركة تحت عنوان (تيتي ورشوان). سافر إلى الكويت عام ١٣٨٤هـ (١٩٦٤م) ليعمل في محلة (العربي) وبقى هناك (٢٨) عامًا، وشارك في العديد من المعارض الدولية، وفاز في معرض (صوفيا برس) ببلغاريا، واعتبروه واحدًا من أفضل ثلاثة رسامين في العالم. وشارك في (الموسوعة العلمية) التي أشرفت عليه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، كما شارك في تأسيس بحلة الأطفال (العربي الصغير). استقرَّ بالقاهرة بعد الغزو العراقي للكويت، وساعد في إصدار بحلة (كاريكاتير)، وعمل

(١) عكاظ ١٤٢٧/١١/٢ه، المركز الافتراضي لإبلاع الراحلين (استفيد منه بتاريخ ١١/١٠/١٠٤١هـ).

فيها رسّامًا ومستشارًا فنيًا، كما شارك في معرض مصر الفرعونية (فيكو) داعمًا له ولفنانيه، وحصل على لقب أفضل رسّام عربي، وأصبح عضوًا شرفيًا في الاتحاد العالمي لرسامي الكاريكاتير. نال عام ١٤١٢هـ جائزة على ومصطفى أمين لأحسن رسّام



حسن حاكم (جزء من رسم كاريكاتيري له)

حسن حيشي محمل (۱۳۳٤ – ۱۲۲۱هـ = ۱۹۱۰ – ۲۰۰۰م) أستاذ ومؤرخ إسلامي قلير، عُرف بشيخ المؤرخين العرب.

> حسن حامد الحداد (YVY! - 072 ! A = YOP! - 3 . . 74) باحث اجتماعي،



ولد في الحوطة بمحافظة لحج في حضرموت. حصل على الدكتوراه في علم الاجتماع من براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا، مدير المشاريع والتخطيط في وزارة الإعلام، مدير المعهد الإعلامي في عدن، أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا والإعلام بجامعة عدن، مؤسِّس ورئيس قسم الصحافة والإعلام في كلية الآداب، نائب عميد الكلية، مدير تحرير مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية (٢) بحلة العربي ع ٤٨٠ (نونمبر ١٩٩٨م) وفيها آخر لقاء

معه، الفيصل ع ٢٦٣ ص ١١٥، ومما كتبه تامر يوسف في الأهرام المسائي ٢٠١٠/١١/١ ونشره موقع (بيت الكرتون) ن ۱۱/۲۱/۱۲ ع.



من مصر. حصل على الماجستير من جامعة فؤاد الأول عن رسالته «نور الدين والصليبيون»، والذكتوراه من جامعة لندن. مارس التدريس الجامعي في مصر والعراق والسعودية وليبيا وإنحلتراء وشغل منصب «أستاذ كرسى» التاريخ الإسلامي والوسيط بكلية الآداب في جامعة عين شمس. وعمل ملحقًا ثقافيًا بسفارة مصر في باكستان مرتين. أجاد لغات عديدة إلى جوار العربية، منها لغات نادرة مثل الفرنسية القديمة واللاتينية، واعتبر أول من نقل إلى العربية مصادر لاتينية كبرى كتبها شهود عيان عن الحروب الصليبية؛ حيث اعتبر أهم مؤرخ في العالم العربي للحروب الصليبية. أشرف على أكثر من ثمانين رسالة علمية، فتخرج (٣) صحيفة عدن المنارة ٢١/٨/٢١ . ٢م، موقع يمننا.

على يديه العديد من العلماء، كما أشرف على نشر التراث الإسلامي في دار الكتب المصرية، وكان عضوًا في لجان وهيئات كثيرة، منها لجنة التاريخ بالمحلس الأعلى للثقافة، فضلًا عن إسهاماته في دوائر المعارف والموسوعات التاريخية، وشارك في كثير من المؤتمرات المحلية والعالمية، ونال العديد من الجوائز والأوسمة المصرية والعالمية. وكان حلُّ وقته قراءة وبحثًا وتأليفًا وترجمة، ويقضى ثماني عشرة ساعة في مكتبه ومكتبته، حريصًا على صلاة الحماعة في المسجد وقد ناهز التسعين عامًا. وفي لقاء صحفي معه سئل عن الأسباب التي دفعت بالمسلمين إلى هذا الواقع الأليم مع الأخذ بالاعتبار أنهم خير أمة أخرجت للناس، فكان ثما قال: عندما أخلص المسلمون في جهادهم وكان هدفهم الأول هو إعلاء كلمة الله عز وجل، وانتشال العالم من كبوته ومن واقعه المظلم المتردي... يومها تحقَّق للمسلمين الظفر والنصر، وفتح الأمصار... وكانت النتيجة أن سادت الحضارة الإسلامية على ما سواها .. إلا أن الوضع تغير كثيرًا عندما تخلى المسلمون عن دينهم.. وعندما تركوا الجهاد في سبيل الله، عندئذ بدأ الأعداء يتكالبون على المسلمين ويتسلحون ويجهزون العتاد لدحرهم، بعد أن عرفوا أن المسلمين يغطون في سبات عميق. مات يوم الأحد ١١ جمادي الآخرة، ١٧ تموز (يوليو) وحيدًا دون أن يشعر به أو يكون معه أحد.

له كتب كثيرة تأليقًا وتحقيقًا وترجمةً في التاريخ الحديث والقديم، مع نشاط ومشاركة وفهم واستنباط.

وكان قبل وفاته يقوم بترجمة الوثائق البيزنطية القديمة التي تناولت أحداثًا تخص العالم الإسلامي. ومن أبرز إنجازاته قيامه – رغم بلوغه أرذل العمر – بترجمة مجموعة دراسات عن العصور الوسطى إلى العربية، كان قد أعدها فريق من كبار المتخصصين بتكليف

من الحكومة الأمريكية، قام هو بترجمتها من اللغات القديمة كاللاتينية.

ولم تقتصر أعماله على التأليف، بل تعدت إلى الترجمة والتحقيق، فقد ترك حوالي خمسين عملًا مؤلفًا ومترجمًا ومحققًا، منها ما يضم عشرة أحزاء، وأربعة بحلدات، وخمسة. وله مؤلفات مخطوطة عديدة.

وثما طبع له: إنباء الغمر بأنباء العمر لابن حجر (تحقيق)، إنباء الحصر بأبناء العصر لابن الصيرفي (تحقيق)، تاريخ مسلمي إسبانيا، حوليات دمشقية (تحقيق)، مضمار الحقائق للمنصور الأيوبي (تحقيق)، الاحتكار في العصر المملوكي، زنجبار (بحبار مالامار) ل. هولنجز وورث (ترجمة وتعليق)، سرايا الرسول صلى الله عليه

وسلم، صحابيات صنعن التاريخ، فتح القسطنطينية على يد الصليبيين/ روبرت كلاري (ترجمة)، قصة إسلام الصحابة (قسم الرجال)، عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران / للبقاعي (تحقيق وتعليق)، تاريخ العالم الإسلامي منذ المحرة (٤مج، صدرت بعض الأجزاء)، ذيل تاريخ وليم الصوري، وله كتب غير هذه أوردتما في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

ولد في حيفا، ولم يكمل دراسته الابتدائية، لكنه اعتمد على جهده الذاتي في التحصيل العلمي الثقافي، فأتقن الإنكليزية والعبرية، إضافة إلى تضلعه من اللغة العربية. عشق

حسن حسن البحيري

(VYY1 - P1314 = A181 - APP15)

شاعر.

سأرجع مها ترامى البعيد مدّحل أرضك بين الصلوع دلمان وتغت شامات الجبال مهمة روحي لن تنشي

داما تولی ربیع الحیاة وهم الزدی اجلًا بی کتاب تلاشأسی من (یایی الله فإنی دلوهشد شنراب

وصوّح منه ندي الزهر به مناملية الرايا سور وإن غيبتي طوايا الحفر سأ مرجع في منصات العدر

مهما توالت دعى الأزمن

والثم تزبل بالأحنون

أمام رحوي إلى موله

وهامة عربي لن تنحبى

دمشد أسعررية شتاء (۱۹ ۷۰)

حسن البحيري (خطه)

فتاة يهودية، ثم عربية فلم تكن من نصيبه، فأبي أن يتزوج من بعد. شارك في العمل الفدائي لمقاومة الغزو اليهودي، وبعد عام ١٩٤٨ نزح إلى دمشق، وعمل مراقبًا للقسم العربية في بعض المدارس الثانوية بدمشق، ولبث فيها حتى وفاته في ٥ رجب، ٢٥ تشرين الأول عزبًا.

ومماكتب فيه وفي شعره:

حسن حبنَّكة = حسن مرزوق حبنَّكة الميداني

(۱) لقاء معه في الرسالة (مصر) ع ١ (رمضان ١٣٦ هـ) ص ٩٢، وفي مجلة الحرس الوطني ع ٢٣٤ (رمضان - شوال ١٩٤٢هـ) ص ١١٠٤ المحتمع ع ١٩٦٣ (غرة رجب ٢٦٤هـ) ص ٤٨١ الكوثر ع ٧٦ (غرم ١٤٢٧هـ) ص ٤٥، الأهرام ع ٤٣٦٠ (١٥/٥/١٥).

مدينة وشاعر: حيفا والبحيري/ هارون هاشم رشيد.

البحيري: موقف ورسالة/ إسماعيل مروة. الشاعر حسن البحيري صورة قلمية في رحلة الأعماق/ حسني محمود.

حسن البحيري الشاعر الذي انتصرت فيه العبقرية على الحرمان/ محمد صبحي عبيد (دكتوراه من جامعة الجزائر). وفي مصدر آخر: حسن البحيري: حياته وشعره/ عبيد صبحي محمد عباس...

الوطنية في شعر حسن البحيري/ صبري يوسف دياب.

الطبيعة في شعر حسن البحيري/ نورة محمد البشري (رسالة ماجستير من كلية الآداب للبنات بالرياض).

دواوينه: تبارك الرحمن، الأغر الظمأى، ظلال الجمال: قصائد حب، لفلسطين أغني، أفراح الربيع، حيفا في سواد العيون، ابتسام الضحى، رسالة في عيد، لعيني بلادي، سأرجع، الأصائل والأسحار، ألوان، الجد والمزل، قصائد ومقدمات. وله أعمال أحرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(١).

حسن حسن دهشقیة (۱۳۳۷ ~ ۱۶۱۲ه = ۱۹۱۸ – ۱۹۹۲م) شیخ مقارئ لبنان.



(۱) ديوان الشعر العربي / ٦٣٧/١ الموسوعة العربية (السورية) ١٧٥٠/٥ موسوعة أعلام فلسطين ٢/ ١٤٠٠ معجم البابطين ٢٦٢/٢ شعراء فلسطين في القرن العشرين ص ٢٧١ المالة ع١ س ١٥ ص ١٥٠، من أعلام الفكر والأدب في فلسطين ص ٣٥، موسوعة أعلام سورية ٢/١٤/١ الموسوعة الموجزة ٢٠٤٢/٦/٢ من أعلام الفكر والأدب في فلسطين ص ٣٥٠.

جمعة دار اسعوم سلام بالزيمانية محنه رابا عذاب والح لله ربه العالمان وحمله الله على بسينا محد واله وحمية اجمعين وفي تنعهم بأحدن اى . لويم المدين ما له بنيه وافن باسبه ورقمه انقر الربك اى ربه البربه . لويم المدين ما له بنيه وافن باسبه ورقمه انقر الربك اى ربه البربه . في المدين من وافن بالمدين الحرب من وافن بالمدين الحرب المدين من وافعة الحرب والمدين من وافعة المحرب المحرب

حسن دمشقية (ختمه)

الحق، آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر؟ ملتزمًا ولد في أسرة بيروتية عريقة. ولما كان طفلًا لم بأوراد وأذكار، وكان مجلسه عظيم الفائدة، يتجاوز الثانية من عمره أصيب بعلة أضرّت لا يغشاه إلا العلماء والصلحاء. وكان عبًا بيصره، لكن الله عوَّضه منهما البصيرة النيِّرة للكتب، متابعًا لما يصدر منها، حريصًا على والذاكرة القوية. فأكبَّ على كتاب الله تعالى اقتنائها، وقد حوت مكتبته ذخائر كتب مع حفظًا واستظهارًا، حتى أتمَّ حفظه وهو في المعرفة بمضامينها، وقراءة كثير منها ويحفظ مراحل الطفولة الأولى، وظهرت عليه ملامح أماكن وجودها، ويعرفها باللمس، ويحفظ النجابة والذكاء. رحل إلى دمشق لتعلم أماكن المسائل فيها بحفظ المحلد والجزء القرآن الكريم وقراءاته، فلازم الشيخ العربيني والصفحة والسطرا ويستحضر كل ذلك وغيره، وجمع القراءات من الطريقين الصغرى عند الحاجة، بشكل يعجز عنه الوصف، والكيرى، ثم رحل إلى حلب وحمص وحماة، ويثير العجب. وكان قد افتتح داره الرحبة فدرس على شيوخها، وأولع بحب العربية: في وجه طلاب العلم، وخصَّص في منزله فحفظ «الآجرومية»، و«نظم العمريطي»، و «ألفية ابن مالك»، ثم حفظ متون الفقه غرفة للإقراء فيها مكتبة صغيرة لأهم المراجع التي لا يستغني عنها الشيخ في البحث، الشافعي على مشايخه؛ ثم حبّب إليه علم وكان مرجعًا للمفتين والعلماء؛ يستفتونه في الحديث الشريف؛ فحفظ «البيقونيّة»، اللمَّات، وعند الخلاف؛ فيجيبهم بذهن و «ألفية السيوطي» و «منهاج النووي» حاضر، ويستحضر الفتاوى بسرعة عجيبة و «ألفية العراقي»، وذكر أنه كان يحفظ من ذاكرته، ويطلب من المستفتى التأكد من ستين كتابًا من كتب العلم المتنوعة، وأنه صحة الفتاوى في المصادر، وكانت مجالسه لم يدع علمًا من العلوم النافعة إلا وحفظ تفيض بفيض من الرحمة والسكينة، وكان فيه متنًا أو أكثر، وقرأ شروحه على الشيوخ. يدعو الله أن يجمعه بالحفاظ الأعلام يوم وكان يداوم على مراجعتها باستمرار، ويقرأها على الطلبة لما في ذلك من الاشتغال بحا، الدين. حتى توفاه الله تعالى يوم ٢٣ جمادي الأولى، ١٨ تشرين الثاني. ونشرها، ودوام استحضارها. ولما عاد إلى بيروت بعد رحلته الطويلة، عين مدرسًا في

ذُكر أنه يعدُّ عنه كتاب بعنوان: شيخ القراء علامة بيروت الشيخ حسن حسن دمشقية/ رمزي سعد الدين دمشقية.

وله مؤلفات، هي: هداية المبتدئين إلى تجويد الكتاب المبين، رسالة في قراءة أبي عمرو بن العلاء من رواية حفص الدوري، رسالة في الكلية الشرعية «الأزهر» لمدة تنوف على

العشرين عامًا، وتخرج على يديه المشايخ

والمفتون والقضاة، ثم اعتزل التدريس، ولزم

منزله؛ فصار يقصده العلماء والطلاب

للاستفادة من علومه. وكان شديدًا في

ترجمة الحفاظ من الصحابة والتابعين وأئمة القراءات العشر للقرآن الكريم، تقريب المثال بشرح تحفة الأطفال(١).

حسن حسن صعب (۱۳۴۱ - ۱۳۱۱ه = ۱۹۲۲ - ۱۹۹۱م) کاتب.



ولد في بيروت، تابع دراساته الحامعية في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على الدكتوراه في العلوم السياسية. تنقّل في وظائف دبلوماسية بوزارة الخارجية والمغتربين، وفي البعثات الدبلوماسية اللبنانية في باريس وإستانبول وواشنطن، ودرَّس العلوم السياسية في أكثر من جامعة لبنانية. عمل عميدًا بكلية الإعلام في الجامعة اللبنانية، ورئيسًا لندوة الدراسات الإنمائية، وكان مستشارًا ثقافيًا في السفارة اللبنانية بواشنطن، إلى جانب كونه أستاذًا للعلوم السياسية في الجامعتين اللينانية والأمريكية في بيروت. وله مؤلفات إسلامية، لكنه كان ممن يدعو إلى العلمنة، وله محاضرة بعنوان: «الإسلام يتوافق مع علمنة الدولة»! وعدّه الكاتب أبو عبدالرحمن الظاهري من أخطر منظري التضليل فكرًا وتاريحًا وثقافة! ومن عناوين كتبه: الإسلام تجاه تحديات الحياة العصرية، إسلام الحرية لا إسلام العبودية، الإسلام والإنسان، الإسلام وتحديات العصر، المفهوم الحديث لرجل

(۱) ملحق النواث (الصحيفة للدينة) ع ٩٠٥٣
 (١) ١٤١٣/٨/٢٤) بقلم يوسف عبدالرحمن المرحشلي، الرسالة الإسلامية ع ٩٩ ص ٥١ و ع ١١٨ س ٢٠٠ علماؤنا في بيروت ٢/٤٠٠.

الدولة، المقارنة المستقبلية للإنماء العربي، مقدمة لدراسة علم السياسة، مناهج السياسة الخارجية في دول العالم/ إشراف روي مكريدس (ترجمة)، الوعي العقائدي، الأونسكو. وله مؤلفات أخرى ذكرت في (تكملة معجم المؤلفين)(٢).

حسن حسن القاعدي (۰۰۰ – ۱۶۳۶ه = ۰۰۰ – ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

حسن حسن كيرة (٥٠٠ - ١٤٢٨ = ٥٠٠ - ٢٠٠٧م) (تكملة معجم المؤلفين)

حسن حسني = حسن عحمد حسين حسني

حسن حسني الغباري (۰۰۰ – ۱۹۳۳ه = ۰۰۰ – ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

حسن حسین زیتون (۲۰۰ - ۲۰۰۱ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۹م)

تربوي منهجي.

من مصر، أستاذ المناهج وطرق التدريس في كلية التربية بجامعة طنطا، أستاذ ومشرف على الرسائل الجامعية في الإدارة العامة لكليات البنات بمدينة الرياض، ومات هناك، يوم الأحد ٢٦ رجب، ١٩ تموز (يوليو). له مؤلفات في جالات مهارات التفكير،

(٢) المحتمع ع ٣٢٥ (١/١٢٥ ١٩٦٥) ص ١٦٥ الإتجاهات العلمانية ص ١٧٥. وققرة عنه في كتاب: رحلة عمر: الخليج العربي/ علي هاشم، ص ٤١، الفيصل ع ١٦٥ (ربيح الأول ٤١١)هـ)، دليل الإعلام والأعلام في العالم العربي ص ٤٨٩، اليمامة ع ١٧٠٩ (١٧٠٩ ١٤٢٣/٣٨٥) هـ) ص ٩.

منها: التعلم الإلكتروني: المفهوم – القضايا – التخطيط – التطبيق – التقييم، تعليم التفكير: رؤية تطبيقية في تنمية العقول المفكرة، تنمية مهارات التفكير، غوذج رحلة التدريس: رؤية جديدة لتطوير طرق التعليم والتعلم في مدارسنا، التدريس: رؤية في طبيعة المفهوم، استراتيجيات التدريس: رؤية معاصرة لطرق التعليم والتعلم، الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم: المفهومات والممارسات.



حسن بن حسين العمري ... (۱۳۳۹ - ۱۹۲۹ه = ۱۹۲۰ - ۱۹۳۹م) دبلوماسي سياسي، ضابط عسكري برتبة فريق.



نسبته إلى قرية العمارية بمحافظة ذمار في اليمن. كان ضمن أول بعثة عسكرية درست في العراق، وواحدًا من الرعيل الأول في الحركة الوطنية اليمنية، وأحد قادة ثورة ٢٦ سبتمبر

(أيلول) ۱۹۲۲م. برز في الميدان السياسي بعد مشاركته في تُورة عام ١٩٤٨م، وقد تم اعتقاله مع «الأحرار» في معتقل «حجة». تقلد بعد ۲٦ سبتمبر (أيلول) ١٩٦٢م حقيبة وزارة المواصلات وعددًا من المناصب العسكرية،

أهمها وزارة الدفاع. وتولى رئاسة الحكومة اليمنية مرات عدة، ولاسيما خلال العامين ١٣٨٧ و ١٣٨٨ه. وشغل كذلك منصب نائب رئيس الجلس الجمهوري، والقائد العام للقوات المسلحة اليمنية. وفي مطلع السبعينات الميلادية انتقل إلى القاهرة ليعيش هناك مع عدد من السياسيين اليمنيين. وفي الثمانينات دعاه الرئيس على عبدالله صالح مع الرئيسين السابقين المشير عبدالله السلال والقاضى عبدالرحمن الإرياني للعودة إلى صنعاء والاستقرار فيها. توفي في شهر

حسن بن حسين المقيلي (21997 - 1916 = 21817 - 1777) (تكملة معجم المؤلفين)

رمضان، أبريل، في العاصمة الألمانية بون بعد

غيبوبة طويلة(١).

حسن حسين منعم (+1994 - 1978 = #1814 - 1984) (تكملة معجم المؤلفين)

(١) للأحداث وجوه ص ٢٧٧، موسوعة الأعلام للشميري. وخطه من موقع اللواء أحمد الضلعي.



حسن العمري (وثيقة بخطه)



من أعمال الفنان حسن حشمت

وله مقالات في صحف عربية وأجنبية بلغت أكثر من (۲۰۰) مقال، عدَّدها في آخر مذكراته: تحاربي في الفن والحياة. وفيها نماذج لمنحوتاته<sup>(۲)</sup>.

حسن حشمت (PTT1 - YT31A = + TP1 - T + + Tg) فنان تشكيلي نخات.



ولد في منوف بمصر. تخرَّج في المعهد العالي للتربية الفنية، ثم أكاديمية البورسلين في ألمانيا. أقام معارض شخصية، وشارك في جماعية بدول عربية وأجنبية، إضافة إلى متحف خاص به في عين شمس، الذي كان معرضًا دائمًا يقصده الزوار، ودرَّس الفن في القاهرة، ثم تفرّع لفنّه. له أعمال حائطية حجرية كبيرة ولوحات خزفية، وتنتشر أعماله في عواصم عالمية مختلفة. وأهدى متحفه إلى وزارة الثقافة. مات في شهر رجب.

## حسن الحفناوي (2771 - 7 + 21a = 0171 - 7A714) من روّاد الطب في الأمراض الجلدية



من أسيوط. حصل على دكتوراه الطب مرتين. اكتشف علاجًا لسرطان الجلد، وتثبّت من وجود أسباب وراثية للأمراض الجلدية. عضو الجمعية الأمريكية. تزوج من المغنية أم كلثوم عام ١٣٧٤ه. أشرف على أكثر من (٥٥١) رسالة ماجستير ودكتوراه.

(٢) ومنها ترجمته، ومن الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص ٢٠١٦ والأهرام ع ٤٣٧٣٤ (٢٠/٨/٩) هـ). ونحته من منتدى الفنان جليليو.

له مؤلَّف يضمُّ خمسمائة بحث علمي يوزَّع على الجامعات والدوائر الطبية في مصر والعالم(١٠).

حسن الحكيم = حسن عبدالرزاق الحكيم حسن حمدان = حسن عبدالله حمدان

حسن حمدان الرياحي (١٣٢٨ - ١٩١١هـ = ١٩١٩ - ١٩٨٠م) (تكملة معجم المؤلفين)

حسن حَمُّوتَن (۱۳۳۲ - ۱۹۰۳ه = ۱۹۱۳ - ۱۹۸۲م) (تکملة معجم المؤلفين)

حسن الحوراني (١٣٩٥ – ١٤٢٤هـ = ١٩٧٥ – ٢٠٠٣م) (تكملة معجم المؤلفين)

حسن الحيوان = حسن محمد الحيوان

حسن خالد = حسن سعد الدين خالد

حسن بن خالد الدبّاس (۱۳۰۷ - ۱۶۰۷ه = ۱۸۸۹ - ۱۹۸۷) فقیه شافعی قارئ.

من بلدة كفر بطنا بريف دمشق. تعلم عند الشيخ محمد بدر الدين الحسني، وكان مقربًا إليه، شارك في الحرب العالمية الأولى مع الدولة العثمانية، وكان من القلة القليلة الذين رجعوا إلى بلادهم سالمين، ولاقى في طريقه كثيرًا من المشاق والمتاعب حتى وصل إلى دمشق. اشتغل بالعلم، وتمكن في الفقه الشافعي،

 (١) أعلام مصر في القرن العشرين ١٧٦. وصورته من موقع القبس كم ١٠/٢/٩ (وأصله مع زوجته تلك).

وكان حافظًا لكتاب الله عزّ وجل، بحودًا، متقنّا، دقيقًا في مخارجه، وقد علّم القرآن في قرية كفر بطنا قريبًا من أربعين سنة، وجمع إليه كثيرًا من جهلاء البلدة، فأرشدهم، وعلمهم القرآن، وهداهم الله على يديه. وجمع إلى تمكنه في الفقه الورع في الفتوى، فكان يتحاشى الشبهات كالتصوير وغيره، ويرفض الإفتاء بالطلاق ألبتة (٢).

حسن الخطيب (۱۳۳۸ - ۱۹۱۶ه؟ = ۱۹۱۹ - ۱۹۹۶م) (تكملة معجم المؤلفين)

حسن خورشید شاکر (۱۳۱۶ – ۱۳۹۸ = ۱۸۹۱ – ۱۹۷۷م) محرر صحفی وشاعر إسلامی.



من مدينة بنها بمصر، حفظ القرآن الكريم، وحصل على الشهادة الثانوية، عمل في صحيفتي المقطَّم والأهرام، ثم أنشأ جريدة «البشرى»، وكانت أول صحيفة إقليمية ببنها، أسَّسها سنة ١٣٤٨هـ (١٩٣٠م)، واستمرت حتى نحو عام ١٣٤٥ه، وكانت جريدة (الإخوان المسلمين) في القليوبية. وكان عضوًا مؤسّسًا في نقابة الصحفيين، وعضوًا بحامعة أبولو الأدبية.

 (٢) أرسل إلى الترجمة الأستاذان عمر موفق النشوقاتي ومحمد نور يوسف.

# به الربطان المسلمان المسلمان الربطان المسلمان ا

بخراتية المينسبرعية

ال)اتهان الكرد إشرماس الآرود ونديرها

كتب مقالات عديدة في صحيفته، وشعره يصدر عن تعلق بالقيم الدينية وتطلع إليها. وصدر له من الدواوين: المحمديات، الوطنيات، روضة الأشعار في سيرة المختار، مناجاة وتوسُّلات، على ضع البردة (٢).

حسن الخيّاط = محمد حسن بن محمد الخيّاط

حسن خير الدين العمري (١٣٥٢ - ١٤٠٩هـ = ١٩٣٣ – ١٩٨٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

حسن دریعی (۱۳۲۸ ۱۳۲۸ ۱۹ هـ = ۱۹۶۸ ۱۳۱۸) کاتب محام.



من مواليد مدينة عامورا بسورية، تخرَّج في دار المعلمين بالحسكة، ونال شهادة الحقوق من جامعة دمشق، مارس المحاماة (١٩) عاماً، ودرَّس. كان أحد الناجين من حريق سينما شهرزاد بعامودا عام ١٣٨٠ه (١٩٦٠م)، وأصبح هذا الحدث محوراً لأعماله الأدبية الأولى، وقد كتب مقالات أدبية في دوريات ومواقع إلكترونية، ورسم لوحات لشخصيات سياسية، مثل غيفارا ولينين وماركس. توفي يوم الأحد ٣٠ ذي الحجة، ٣ تشرين الثاني.

(٣) معجم البابطين لشعراء العربية.

له كتاب في جزأين، طبع الأول منه بعنوان: عامودا تحترق.

وله أيضاً: الحضانة فقهًا وقانوناً.

وله من المخطوط: اليتيم (رواية ثلاثية)، الغبرة، بمحزرة أومريان، الناي الحزين (عبدالرحمن دریعی)، رسائل لم تنشر، زومر (قصص قصيرة) <sup>(۱)</sup>.

حسن دوح = حسن محمد دوح

حسن رجب = حسن فهمي رجب

حسن الرجل = حسن محمد عثمان

حسن رزوق

(نحو ۱۳۲۸ – نحو ۱۹۱۰ه = نحو ۱۹۲۰ – نحو ۱۹۹۰م) عالم خطيب.

ولد في ريف حماة، وتتلمذ على شيخها محمد الحامد ونهل من علمه، وعلى شيوخ حلب في المدرسة الخسروية، مثل محمد راغب الطباخ، وأجيز منه بالرواية، وأخذ الطريقة النقشبندية من الشيخ محمد أبي النصر الحمصي. ثم درَّس في المدرسة التي تخرَّج فيها، وفي ثانويات حلب، ثم في المدرسة الشرعية بعفرين، وأمَّ وخطب في مساجد حلب، ودرَّس بما الفقه الشافعي والتفسير، ودرّب الطلبة على الخطابة، وحفَّظهم الخطب المأثورة، وكان ذا علاقة طيبة مع جميع العلماء، وخاصة دعوة الإخوان المسلمين، وفي أحداث حماة الدامية هاجر إلى بلاد الحرمين، وعمل إمامًا وخطيبًا في أحد مساجدها نحو ثلاث سنوات، ثم انتقل إلى عمَّان لينشر العلم من خلال إمامته في مسجد بجبل عمَّان، وتتلمذ عليه مجموعة من نبهاء الطلاب.

شارك بكري حياتي في «ضبط وتفسير

(١) موقع ANHA ١٣/١١/٤ مرقع دمشق (لقاء معه) ٢٦ ألمار ۱۱ • ۲م، نقلاً من موقع ehaskeh.

غريب» الموسوعة الحديثية: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، للمتقى المندي، الأجزاء ٢ و٣ و٤ منها(٢).

حسن رضا بن خمیس بن ضاحی  $(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \cdot \mathbf{v})$ حقوقي وجيه.



من بغداد. تخرج في مكتب الحقوق، مارس المحاماة، من المؤسسين لجمعية التفيُّض الأهلية. درَّس في كلية الحقوق وتولى عمادتما وكالة، كما درَّس في مدرسة الإمام أبي حنيفة. عين عضوًا في محكمة التمييز، ثم مديرًا عامًا للأوقاف، فمدونًا قانونيًا في وزارة العدل. وكان رئيس جمعية الشبان المسلمين منذ تأسيسها عام ١٣٤٧هـ، حتى وفاته يوم ١٦ ربيع الآخر.

من آثاره: أحكام الأوقاف(١).

الحسن الرضا السنوسي (F371 - 7131& = Y781 - 78819)

وليُّ عهد ليبيا.

(٢) مما كتبه ضياء الدين البرهاني في موقع رابطة العلماء

(٣) أعيان الزمان وجيران النعمان ص ٢٦٥، موسوعة أعلام

العراق ٢/٢٥، معجم المؤلفين العراقيين ٢١٩/١، أعلام

للسلمين ١١/٦٠ ١٤٣٤/١ هـ، ولم يحدَّد سنة وفاته.

السياسة في العراق الحديث ٢/١٥٥.

حسن الزبير (4071 - 0731a = 3781 - 3 + + 74) (تكملة معجم المؤلفين) حسن الزمرلي (+11AT - 11.V =1 1.T - 170Y) مؤلف ومخرج وناقد مسرحي. يلقب بعميد المسرح في تونس. نشأ في وسط أدبي وعلمي. تحصّل على الإحازة في الآداب العربية، وعلى زاد من

(٤) موقع الاتحاد الدستوري الليبي بتاريخ ٢١/٤/١٢ ١هـ،

الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا (استفيد من الموقع في جمادي الأحرة

كان موجودًا في طرابلس نائبًا عن الملك

إدريس الذي كان غائبًا عن البلاد، مما سهل

على انقلابيي سبتمبر ١٩٦٩ أن يعتقلوه، وأن ينتزعوا منه تحت تحديد السلاح تنازلًا عن

العرش. وكان يقال له ولى العهد والملك حيًا، فلما توفي لم يقبل بمناداته ذلك، فلم يكن راغبًا في ولاية العهد، ربما لمضايقة حاشية الملك له. وقد استقرّ في لندن وبما مات، يوم

حسن رمزي

(14413 - VP41a = 11111 - VVP1a)

(تكملة معجم المؤلفين)

حسن الرويعي = حسن بن صالح الرويعي

۲۲ شوال، ۲۸ نیسان (أبریل)(۱).

العلوم المسرحية، وبدأ في مقالات وأحاديث إذاعية ينقد العمل المسرحي، ولهذا الغرض أسس جمعية الدفاع عن المسرح سنة ١٣٦٥م للارتقاء به. وفي عهد الاحتلال كان رئيسًا لقسم التعليم العربي في مصلحة التعليم الابتدائي، ثم أحيل على المكتبة العمومية، ثم عين كاتبًا عامًا لمعهد الدراسات العليا بتونس. فرئيس مصلحة التمثيل، ثم مستشارًا لوزير الشؤون الثقافية.

مؤلفاته: يوغرطة (مسرحية، قام بإخراجها وتقدم محا لمهرجان قرطاج قبل وفاته بمدة قليلة).

وله نحو ۱۸ مسرحية مترجمة، منها: الوحش لترسيطان برنارد، حادث المقهى لكورتلين، حيل سكابان لموليار، المشاغل لهنري باتاي، برج بال لإسكندر دوماس، مصرف يتحو للويس فرناي، العاصمة لسومرست موم، الدكتور كنوك لجول رومان. واقتبس عن الكاتب نفسه رواية اسمها: الزعيم(۱).

حسن زيادة سوار الذهب (١٣٣١ - ١٤١٤ه = ١٩١١ – ١٩٩٤م) (تكملة معجم المؤلفين)

حسن بن زيد الديلمي (١٣١٢ - ١٤٠٠ه = ١٨٩٤ - ١٩٨٠م) عالم مبرز في علوم العربية والحديث والتفسير.



ولد في ذمار باليمن. كانت له مواقف حميدة مشهورة في الدفاع عن السنّة وأهلها، فقد (١) تراجم المؤلفين التونسيين ٥/٠٢٠، مشاهر التونسيين ص ١٧٠٠

تصدَّر لتدريس الأمهات الست ولاسيما البخاري في المدرسة الشمسية بذمار، وجرت بينه وبين الرافضة خصومة شديدة. واستطاع بقوة شكيمته أن يمنع قراءة دعاء ختم شهر رمضان من الصحيفة المنسوبة لرين العابدين. ولما استطار الخلاف بين أهل السنة والرافضة دُعي المترجم له إلى صنعاء وولي القضاء بوصاب، واستمرأ العمل الحكومي من بعد، وحيل ذلك من الانتفاع بعلمه الغزير. سكن خبان في عزلة تامة، ثم جاء إلى ذمار، فدرًس بعض الوقت، ثم تولى في عهد الإمام أحمد جيد الدين القضاء في بعض النواحي. ولزم بيته في ضاحية الذاري، إلى أن توفي في ٧٢ رمضان (۱).

حسن بن زيدان اللهيبي (١٣٦٧ - ١٤٣٠هـ = ١٩٤٧ - ٢٠٠٩م)



ضابط عسكري سياسي.

ولادته في قرية الحاج على التابعة لناحية القيارة في محافظة نينوى بالعراق، تخرَّج في الكلية العسكرية وكلية الأركان، وحصل على الماجستير في العلوم العسكرية، ودكتوراه في التاريخ، ودبلومات عسكرية متخصصة عالية، وأتبعها بالدكتوراه في العلوم السياسية، ولكنه توقف ولم ينلها. أسس عام ٢٤٧٥ ولكنه توقف ولم ينلها. أسس عام ٢٤٧٥ وحوَّلها إلى (الجبهة الوطنية لوحدة العراق) وأصبح رئيسًا لها، ولما ضمَّت (الجبهة العراق،

الحدود، ورئيس الأكاديمية العسكرية، ورئيس جامعة صدام للعلوم العسكرية. توفي إثر انفجار في ٢٢ محرم، ١٨ كانون الثاني. أشرف على بحوث عسكرية عديدة، وكتب عددًا كبيرًا من البحوث والدراسات في تخصصه، وله كتب عسكرية مخطوطة، منها: المباغتة في الهجوم (٢٠).

للحوار الوطني) عددًا من الأحزاب صار هو أمينها العام. ومن مناصبه العسكرية:

رئيس أركان فيلق، ورئيس أركان قيادة قوات

حسن الزين = حسن بن أحمد الزين

حسن ساتي (۱۳۲۸ – ۱۴۲۹هـ = ۱۹۶۸ – ۲۰۰۸م) کاتب ومحرر صحفي.



من السودان. درس بكلية الصحة في جامعة الخرطوم، وعمل مفتشًا صحيًا، ومتعاونًا في صحيفة «الأيام» السودانية، ثم رئيسًا للقسم السياسي فيها، فرئيسًا للتحرير ومجلس الإدارة. وذكر مقربون منه أنه أول من أدخل الأجهزة الحديثة في الصحافة السودانية. وكان يستشهد في تحليلاته السياسية بأبيات من الشعر على غير المعهود في هذه المهنة، وقد راقت لبعضهم حتى صارت مدرسة في هذا الجانب! وكان مقربًا من النميري، لكنه بعد إبداء معارضته لما عُرف بقوانين سبتمبر

(٣) منتديات قبيلة اللهيب الرسمي (٣٣٣ هـ).

(٢) هجر العلم ٢/٢٧٦.

الإسلامية التي أعلنها الرئيس، ونقده للمحاكم التي طبقت الشريعة الإسلامية، ثم عزله من منصبه، وجرى اعتقاله بعيد الانتفاضة التي أطاحت النميري، وبعدها غادر إلى القاهرة معارضًا، وكتب في عدة صحف مصرية، ثم غادرها إلى السعودية وصار نائبًا لرئيس تحرير صحيفة «المدينة» الصادرة في حدة. وفي عدد المناسق إلى صحيفة الشرق الأوسط، ثم عاد إلى السودان ليشارك في إصدار صحيفة «آخر لحظة»، ورأس مجلس إدارتما. أسهم عدد من الفضائيات العربية حول القضايا عدد من الفضائيات العربية حول القضايا الإقليمية والمدولية. مات يوم السبت الأول من شهر ذي الحجة، ٢٩ نوفمبر.



حسن ساتي رأس تحرير صحيفة (الأيام)

وكان ينظم الشعر، خاصة الغنائي منه، وله ديوان شعر (تحت الطبع)(١).

حسن الساعاتي عبدالعزيز الكاشف (١٣٣٥ - ١٤١٨ه = ١٩١٦ - ١٩٩٧م) عالم اجتماع، مفكر مشهور.



من قليوب بمصر، حصل على إجازة في اللغة (١) الشرق الأوسط ع ١٠٩٦ (٢/١٢/٢)، الجزيرة نت ١٤٢٩/١٢/٣.

الإنجليزية، ودبلوم من معهد التربية، وإجازة في الصحة النفسية. ودكتوراه الفلسفة في علم الاجتماع من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وذكتوراه لغة من كلية الإمام الأوزاعي الإسلامية ببيروت. أستاذ في جامعة عين شمس ووكيل عميد لهاء عميد كلية الآداب بجامعة بيروت. عضو لجان وبحالس، خبير محنك، مستشار اجتماعي برئاسة الجمهورية، عضو لجنة السكان بالأمم المتحدة. مثّل بلاده في العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية. احتير عضوًا في بحمع البحوث الإسلامية والجالس القومية المتخصصة، وأهلته بحوثه ومؤلفاته لنيل جائزة جائزة الملك فيصل العالمية، وأدرج اسمه في مصنّف مشاهير العالم في أمريكا، ومصنّف رجال الإنجاز في العالم في بريطانيا بوصفه صاحب نظريات علمية منشورة، مات في ٢٩ جمادي الأولى، الأول من تشرين الأول (أكتوبر).

وله مؤلفات عديدة، منها: في علم الاجتماع الخنائي، علم الاجتماع العانوي، علم الاجتماع اللاجتماع الحديد، علم الاجتماع الخلدوني: قواعد المنهج، تصميم البحوث الاجتماعية: نسق منهجي جديد، دراسات في علم السكان (بالاشتراك مع عبدالحميد لطفي)، التصنيع والعمران: بحث ميداني للإسكندرية وعمالها، أصول علم الإجرام (بالاشتراك)، المجتمع العربي والقضية المغلسطينية (تقديم وإعداد)، دراسة المجتمع العربي: الإقليم المصري (بالاشتراك).

## حسن سالم باصدِّیق (۱۹۹۰ – ۱۹۹۷ه = ۱۰۰ – ۱۹۹۷م) (تکملة معجم المؤلفین)

(٢) الموسوعة العربية الميسرة ٩٩٤/٢، الموسوعة القومية للشخصيات المصرية ص ١٩٠٧، موسوعة أعلام مصر ص ١٩٧٧، الفيصل ع ٢٥٣ ص ١١٤، المعلومات (أكتوبر ١٩٩٧م) ص ١٣٧، حائزة الملك فيصل العالمية في خسة وعشرين عامًا ص ١٢٥، (ووفاته في هذا المصدر ١٤٣٠ه).

حسن بن سالم السقّاف (۱۳۳۰؟ - ۱۶۱۸ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۹۷م) أديب عالم.

من مدينة سيؤون بحضرموت. طلب العلم على والده، وعلى المفتي ابن عبيدالله، ومحمد بن هادي السقاف وآخرين، ورحل إلى شرق إفريقيا، وأقام في كمبالا بأوغندا (١٤) عامًا، وألقى دروسًا، واستفاد منه الكثير من الطلبة. عاد إلى بلده، وتوفي بحدة يوم ١٧ رجب، ١٧ نوفمبر.

جمع بعض نكات الأديب الفكه أحمد بن عبدالله بركات (ت ١٣٤٨ه) وسماها « النوادر المضحكات من أخبار أحمد بركات». وطبعت له مجموعة رسائل بعضها مع بعض، وهي بدون بيانات نشر (طبعة خاصة)، من عناونها:

تقرير العبادات والعادات بأوجز الألفاظ وأوضح العبارات، الإرث والمنع على نهج ما قرره (أو قدره) الشرع(٢٠).

حسن السخي (۰۰۰ – ۱۹۱۶ه؟ = ۰۰۰ – ۱۹۹۳م؟) (تكملة معجم للؤلفين)

حسن سعد الدين خالد (١٣٤٠ - ١٤٠٩هـ = ١٩٢١ - ١٩٨٩م) مفتى لبنان.



من مواليد مدينة بيروت. تابع دراسته الأولى في مدارس المقاصد الإسلامية، ودراسته

(٣) إدام القوت ص ٥٣، جهود فقهاء حضرموت ١٣٥٦/٢.

بية فى هذا معده الدسلامي المزين الذي لل ضيط المبيد من المهاعل البيد وكسي في هذا المبيد ولي في هذا المدين المبيد والمدين المبيد والمبيد والمبي

حسن خالد (خطه وتوقيعه)

الثانية في الكلية الشرعية ببيروت، ثم تخرج في كلية أصول الدين بالأزهر عام ١٣٦٦ ه، وبعد تخرجه عين أستادًا في الكلية الشرعية ببيروت مدرسًا لمادتي المنطق والتوجيه، ثم نقل إلى محكمة بيروت الشرعية، وفي عام ١٣٧٤ه عيّن نائبًا لقاضي بيروت الشرعي، ثم قاضيًا شرعيًا لقضاء عكار، ثم نقل إلى محكمة محافظة جبار لبنان الشرعية. وفي عام ١٣٨٦ه اختير مفتيًا للبنان خلفًا لحمد علايا، وهو منصب يشغله صاحبه مدى الحياة. وكان شخصية معروفة في المحالين العربي والإسلامي. فإلى جانب زياراته المتكررة للعاصمة السورية للبحث في الوضع السياسي اللبناني مع زعماء وقادة مسلمين، قام بزيارات إلى بلدان عربية وإسلامية وأجنبية عديدة. وكان عضوًا في رابطة العالم الإسلامي، وفي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في القاهرة، ومؤسّسات إسلامية عالمية. وقد توالت على لبنان في فترة توليه منصبه أحداث سياسية استثنائية دامية، تمثّلت في الحرب الأهلية المدمّرة المستمرة منذ سنة ١٣٩٥هـ، وجعلت هذه الأحداث من دار الفتوى مرجعًا للبحث في الشؤون السياسية التي تمثم المسلمين بوجه خاص واللبنانيين بشكل عام. وغدت هذه الدار مقرًا لاجتماعات دورية يعقدها الزعماء السياسيون المسلمون، كما شهدت

عدة لقاءات بين الزعماء الدينيين المسلمين والزعماء الدينيين المسيحيين. وقد توفي إثر انفجار سيارة ملغومة، وذهب ضحية هذه الكارثة ١٦ شخصًا، واثنان من حرسه، وعديد من أصحابه وضباط من الشرطة، ولحقت بذلك أضرار كبيرة بالمباني، واحترقت عشر سيارات، وذلك في ظهر يوم ١١ شوال، ١٦ مايو (أيار) بمقربة من دار الإفتاء في منطقة عائشة بكار.

وقد تمَّ افتتاح مؤسسة تحمل اسمه بعد وفاته، هي «مؤسسة الشهيد حسن خالد للتربية والتعليم» عام ١٤١٣ه.

ورثاه الأستاذ الشاعر عمر بهاء الدين الأميري في قصيدة طويلة، جاء فيها: قتلتموه فسما خالدًا

مبؤاً مقعده في السماء فعشتم في حومة من ردى

هلكى.. وغرقى في بحار الدماء و«خالد» حيّ قرير لـدى

خالقه الرحمن في الأصفياء شهادة يرقى الذي نالها

إلى ركساب الرسسل الأنبياء

وله عدة مؤلفات دينية واجتماعية وسياسية، منها: آراء ومواقف، الإسلام والتكامل المادي في المجتمع، أحكام الأحوال الشخصية في

الشريعة الإسلامية، أحاديث رمضان، التوراة والإنجيل والقرآن والعلم/ موريس بوكاي (ترجمة)، الزواج بغير المسلمين، الشهيد في الإسلام، مسار الدعوة الإسلامية في لبنان خلال القرن الرابع عشر الهجري، المسلمون وحرب في لبنان والحرب الأهلية، المسلمون وحرب السنتين، المواريث في الشريعة الإسلامية وما يجري عليه العمل في المحاكم الشرعية (بالاشتراك مع عدنان نجا)، موقف الإسلام من الوثنية واليهودية والنصرانية. إضافة إلى عدد كبير من المقالات الدينية والاجتماعية التي تعالج قضايا مهمة في التشريع والاجتماع والأخلاق(۱).

#### حسن أبو السعود (١٣٦٩ - ١٣٦٨هـ = ١٩٤٩ - ٢٠٠٧م) ملحن، نقيب الموسيقين المصريين.



بدأ عازفًا على الأكورديون في الأفراح الشعبية، وعندما عمل في فرقة باليابان تعلم على يدياباني أصول الموسيقى الغربية، وقضى فترات بين لندن وباريس، ساعده في مزج إيقاع الموسيقى الغربية بموروثه. لحن لبعض المطربين، وأثار أزمات بسبب ألحان قدمها لمطربات، وأعلن قبول بعضهن عضوات في

(۱) أخيار أنعالم الإسلامي ع ۱۱۲۱ (۱/۱/۹/۱۰ ۱۹۵ه)، الفيصل (ذو القعدة ۱۶۰۹ه)، الرائد (الهند) الفيصل (ذو القعدة ۱۶۰۹ه)، الرابطة ص ۱۳، البيان ع ۱۹ (ذو الحجة ۱۶۰۹ه) ص ۷۷، دنيل الإعلام والأعلام والأعلام حالاً في مجلة المجتمع: «من تتل الشيخ حسن خالك» ع ۹۱۷ (۱/۱/۱/۱۸) ص ۱۱، و ع ۹۱۹ خالد) ع ۹۱۹ (۱/۱/۱/۱۸) معجم أعلام المويد ص ۱۱۷ الأزهر (ذو القعدة ۱۵۰۹ه) ص ۱۲۰۶ شخصيات عرقتها الأزهر (ذو القعدة ۱۵۰۹ه) ص ۱۲۰۶ شخصيات عرقتها ص ۱۱۷۰

النقابة مقابل الثبرع لصندوق المعاشات، مما أثار أزمات أخرى، وضع موسيقى تصويرية لأفلام ومسلسلات، ودافع عن حقوق النقابة، وقد تولى منصب النقيب على مدار دورتين بدأت ثانيتهما عام ٢٠٠٦م. لحن ما يقارب (١٥٠١) لحن، وموسيقا تصويرية لنحو (٨٥) فيلمًا سينمائيًّا، وعانى طوال حياته من سمنة مفرطة سببت له عدة أمراض، حتى مات يوم الثلاثاء ٢٩ ربيع الأول، ٢١ أبريل (نيسان)(١).

حسن السعيد = حسن بن إبراهيم السعيد

حسن سعيد = حسن بن عبدالله الطهراني

حسن سعید حامد (۲۰۱۰ – ۱٤۳۱ ه = ۲۰۰۰ – ۲۰۱۹م) (تکملة معجم المؤلفین)

حسن سعید صغیرون (۱۰۰۰ – ۱٤۲۹هـ = ۲۰۰۰ – ۲۰۰۸م) (تکملة معجم المؤلفین)

حسن سعيد الكرمي (١٣٢٣ - ١٤٢٨هـ = ١٩٠٥ - ٢٠٠٧م) أديب لغوي مترجم.



(۱) الأهرام ع ۲۳۹۲۲ (۱/۲۲۸/۲۸هـ). ومعلومات من للوسوعة الحرة ۲/۲/۱۲ ۲۰م.

من مدينة طولكرم الفلسطينية، درس فيها أواخر العهد العثماني، ثم انتقل مع والده إلى دمشق، حيث كان قد عيّن عضوًا في مجمع اللغة العربية، فدرس هناك أيضًا، ثم عاد إلى بلدته ليحصل على الشهادة الثانوية من الكلية الإنحليزية (كلية الشباب)، عين معلمًا في حكومة فلسطين، فعلَّم اللغة الإنجليزية في الكلية الرشيدية والكلية العربية بالقدس، مضى إلى إنجلترا ليتخصص في التربية وأصول الإحصائيات التعليمية، وعاد إلى القدس ليكون مفتشًا في إدارة المعارف العامة. وبعد «النكبة» التحق بالإذاعة البريطانية في لندن ليكون مراقبًا لغويًا، ثم أحرج عدة برامج لتعليم اللغة الإنحليزية بالراديو، وعرف ببرنامجه الأدبى المشهور «قول على قول» الذي جذب به كثيرًا من المستمعين في الوطن العربي، واستمرَّ فيه (٣٣) عامًا. وكان عضوًا في جمعية العروة الوثقى بلندن، ومنح وسام القدس للثقافة والفنون عام ٠ ١ ٤ ١ هـ، كما منحته ملكة بريطانيا وسامًا لعمله الإذاعي. كتب مقالات كثيرة في بحلات عربية وأجنبية، وني بعض الموسوعات العالمية، وكان يقرض الشعر. أقام في عمّان منذ سنة ٩٠٤١هـ، وبما توفي في ١٨ ربيع الآخر، ٥ أيار (مايو).

من آثاره الكتبية: التفكير المستقيم والتفكير الأعوج/ روبرت هد. ثاولس (ترجمة)، قول على قول (١٤ ١ج)، المغني (قاموس إنكليزي، عربي)، الهادي إلى لغة العرب: قاموس عربي- عربي، قاموس المنار (بالانجليزية والعربية)، قصة غرام، خروج العرب من إسبانيا (ترجمة)، طبقة الفهماء، حياة قط، فلسطين وموقع القداسة منها في نفوس المسلمين (بالإنجليزية)، معنى الصلاة في الإسلام، مذكرات حسن الكرمي: ذكرياته في ٧٠ سنة - ١٩٩١م، قاموس الهداية: عربي - عربي (لعله خ؟)(٢).

(۲) موسوعة أعلام فلسطين ۱٤٧/۲، موسوعة كتاب



حسن سلیمان أحمد (۱۳٤٧ – ۱۳۲۹ه = ۱۹۲۸ – ۲۰۰۸م) فنان تشکیلی کاتب.



ولد في القاهرة، درس الإنجليزية والفرنسية، واهتم بالموسيقي والمطالعة الأدبية، تخرج في كلية الفنون الجميلة، ودرَّس الرسم. ثم أكمل تعليمه العالى في سيكولوجية البعد الرابع بأكاديمية بريرا بميلانو في إيطاليا، ودرَّس في معهد السينما وكلية الفنون، كما عمل أستاذًا للدراسات العليا في قسم العمارة بجامعة بالأكسيرج بأمريكا. أسَّس بحلة جاليري، وتخرَّج في مرسمه عدد كبير من الفنانين، وصمَّم الديكورات والملابس والإضاءات لعدد من المسرحيات، وأشرف على إخراج وتحرير باب الفنون التشكيلية في محلة «الكاتب» ومحلة «الجلة»، والإذاعة المصرية، والآداب، وأقام (٦٠) معرضًا داخل مصر وخارجها منذ سنة ١٣٧٢هـ. وله مقتنيات في متحف الفنّ الحديث، ومتحف

فلسطين في القرن العشرين ص ١٤٢، دليل كتاب فلسطين ص ٢٦، تراجم أعلام مدينة نابلس ص ٢٦٢.

الفنون الجميلة بالإسكندرية، فضلًا عن مجموعات خاصَّة بمصر وخارجها.

له دراسات في أسس التصميم، والعديد من المحاضرات حول مساجد القاهرة، وبعض خصائص العمارة الإسلامية، ومثّل مصر في بينالي فينسيا الدولي وبينالي الإسكندرية، وترجم الشعر العالمي، وكتب في الفلسفة وتاريخ الأدب وعلم الاجتماع، كما كتب عددًا من المقالات في الفنّ التشكيلي وترجمة الشعر. توفي نحو ١٢ شعبان، ١٤ آب المسطس).

صدر فيه كتاب: نساء حسن سليمان/ عبلة الرويني. فقد كان رسّام نساء و (موديلات). وله مجموعة كتب، منها: كتابات في الفن الشعبي: محاولة لفهم حذور الفن الشعبي منطقة الشرق الأوسط، حرية الفنان، سيكولوجية الخطوط: كيف تقرأ صورة؟، الحركة في الفن والحياة: كيف تقرأ صورة؟، كيف تقرأ صورة؟، كيف تقرأ لوحة، ذلك الجانب الآخر، كيف تقرأ لوحة، سيكولوجية الملمس(۱).

حسن سليمان أبو باشا (١٣٤١ - ١٣٤١ه = ١٩٢٢ - ٢٠٠٥م) وزير أمني.



ولد في القاهرة، تخرج في كلية الشرطة ثم الحقوق بجامعة القاهرة، عمل في مديرية

(١) الأهرام ع ٢٤٤٦٠ (٢٧/٨/٢٢٩م).

أمن الجيزة، ثم في مباحث أمن الدولة، حتى صار مديرًا للحهاز، عين وزيرًا للداخلية سنة وزارته للداخلية عقيب مقتل السادات، فقوّى جهاز الأمن ووقف في مواجهة التنظيمات السرية والجماعات الإسلامية، وذكر أنه واجه (٤٠) تنظيمًا محفيًا. وهو الذي أوجد الشرطة النسائية في مصر. مات يوم الأحد ١٤ شعبان، ١٨ سبتمبر (١٠).

حسن سليمان محمد (۱۰۰۰ - ۱۶۳۵ه = ۱۰۰۰ - ۲۰۱۳م) (تكملة معجم المؤلفين)

الحسن السنوسي = الحسن الرضا السنوسي

حسن السوسي = حسن أحمد السوسي

حسن سید درویش (۱۳۳۹ – ۱۹۲۳ه؟ = ۱۹۲۰ – ۲۰۰۲م) (تکملة معجم المؤلفین)

حسن السيد الديب (۱۰۰۰ - ۱٤۲٦ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰م) (تكملة معجم المؤلفين)

حسن سید عون (۱۹۰۰ - بعد ۱۹۸۳ه = ۱۰۰۰ - بعد ۱۹۸۳م) (تکملة معجم المؤلفین)

حسن سیسي (۱۰۰۰ - ۱٤۲۹ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۸م) عالم وداعیة متصوف.

 (٢) الأهرام ع ٣٣٦٦ (١٥/١٤٢٦/٨)، الموسوعة القومية للشخصيات المصربة ص ١٠٧.

WHITE SEA

من مدينة كولغ بالسنغال. سبط الشيخ إبراهيم إنياس، إمام الجامع الكبير بمدينة باي، أحد رموز الطريقة التجانية بالسنغال وغرب إفريقيا. وكان مشاركًا بانتظام في كل اللقاءات والمؤتمرات الدينية التي تحتضنها المغرب، وخاصة الدروس الدينية التي تنظم بمناسبة شهر رمضان. أسَّس محطة إذاعية بكاولاك تبثُّ براجمها نحو غرب إفريقيا من أجل نشر قيم الإسلام. وكان عضوًا في بحلس رابطة العالم الإسلامي، ولجنة الحوار الغربي الإسلامي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وصاحب حضور قوي ومؤثر في المنتديات وصاحب حضور قوي ومؤثر في المنتديات الإسلامية العالمية. مات صباح يوم الخميس وله العديد من المؤلفات الدينية (۱۲).

أبو الحسن الشاعر = حمدي أحمد عبدالسميع

حسن شاكر = حسن خورشيد شاكر

حُسن شاه بنت صلاح الهاكع (۱۳۵۰ - ۱۹۳۱ م)

كاتبة ومحررة صحفية متحررة.

من مواليد القاهرة. حصلت على إجازة في المحقوق من جامعة الإسكندرية، ودراسات

 (٣) وكالة أخبار موريتانيا (حرر في ٢٠٠٨/٩/٣٠م)، قناة الجنهرة ، وموقع البديل، وموقع المعارف التجانية (إثر وفاته).

عليا في الإخراج والسيناريو. عملت محامية، واتجهت إلى الصحافة، فبدأت محررة بصحيفة (أخبار اليوم)، وبمجلة (الحيل الجديد)، أول سيدة في منصب ناثب رئيس التحرير (الأخبار، عام ١٣٨٤هـ = ١٩٦٤م)، وأول رئيسة تحرير لمحلة غير نسائية (١٤١٣هـ = ١٩٩٣م)، وسبق أن رأست تحرير مجلة (الكواكب) عام ٤٠٤هـ (١٩٨٤م)، واعتبرت من أهم كتّاب ونقاد السينما الذين برزت أعمالهم، وكانت تناقش فيها القضايا (الاجتماعية) وخاصة قضايا المرأة والأسرة، وقادت حملات واسعة من خلال كتاباتها المتنوعة لصالح (تحرير) المرأة بالمفهوم العلماني. واشتهرت بفيلم (أريد حلًا) عام ١٣٩٤هـ (١٩٧٤م)، وتم تعديل قانون الأحوال الشخصية لأجل ذلك! وكتبت تحقيقًا عن الكمساريات، وأخرجت فيلم (موقف) عن كواليس الصحافة، وكتبت قصص أفلام، منها: امرأة مطلقة، الضائعة، الإرهاب (الذي مثّل فيه عادل إمام)، القتل اللذيذ. وكانت عضو نقابة الصحفيين، وعضو اتحاد كتّاب مصر. وطالت رحلتها مع الصحافة (٥٠) عامًا. توفيت مساء يوم السبت ٤٤ شعبان، ١٤ يوليه(١).

\* CHANGER AN

خسن شاه رأست تحرير مجلة (الكواكب)

حسن شربتلي = حسن عباس شربتلي

حسن الشريف = حسن بكر الشريف

حسن الششتاوي حسن (۱۰۰۰ - ۱٤۲۸ = ۱۰۰ - ۲۰۰۷م) (تكملة معجم المؤلفين)

(۱) ۱۰۰ شخصیة نساتیة مصریة ص۱۹۴ المصري الیوم المحری الیوم ۲۰۱۲/۷/۱۶

أبو حسن شمعة = محمد حسن شمعة

حسن شیخ سعدي (فاني) (۱۳۰۱ - ۱۱۰۶ه = ۱۸۸۳ - ۱۹۸۳) فقیه شافعی مفسّر.

ولد في مدينة إربيل بالعراق. درس في المسجد الكبير المسمى بجامع السوق. وفي مدينة كويه درس على العلامة عبدالله جلي زاده، وتابع تحصيله على علماء آخرين، مثل إبراهيم نيشه بي، وملا أسعد الإربيلي، وحصل على إجازة علمية. توفي في ٧ ربيع الأول، ١١ كانون الأول.

له تفسير للقرآن الكريم هو أول تفسير باللغة الكردية، طبع منه (٢٥) جزء حسب ترتيب أجزاء القرآن الكريم، وعنوانه: «حياة الإنسان وتفسير القرآن»، وترجم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيح البخاري إلى الكردية مع بيان أحكامها الشرعية، في (٨) مج أو أكثر، كما ترجم الجامع الصغير إلى اللغة المذكورة، وكتاب أسرار القرآن، وغيرها بالكردية. وله بالعربية: اللاغة").

حسن صادق مفتي (۰۰۰ - بعد ۱۶۰۲هـ = ۰۰۰ - بعد ۱۹۸۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

حسن صالح أحمد (۱۳۱٦ - ۱٤٠٨ هـ = ۱۸۹۸ - ۱۹۸۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

حسن بن صالح الرويعي (۱۳۳۰ - ۱۹۲۸ه = ۱۹۱۱ – ۲۰۰۷م) شاعر شعبي، ممثل شخصي مسامر.

(٢) تاريخ تطور ترجمة معاين القرآن الكريم إلى اللغة الكردية/
 محسن محمد صابر حوامير ص ٧ (من بحوث ندوة ترجمة معاين القرآن الكريم، ٣٤٤٣هـ).

ولد بالرفاع الشرقي في البحرين، ثم انتقل مع ذويه إلى المحرق، وفيها حفظ القرآن الكريم، وتتلمذ في عدد من الكتّاب، وحصل على الشهادات الابتدائية من مدرسة الحداية الخليفية، لزم قصر الحاكم في منطقة الصحير، وأخذ عن كبار القوم والوجهاء في المحالس، وحفظ وأنشد القصائد النبطية والوقائع التاريخية، مع الدراية بسلالات الخيل وفنون الصيد والقنص، حتى غدا شاعر القصر، وتغنّى مطربون في الخليج بعدد من قصائده، وذكر أنه من أعلام الشعر في منطقة الخليج، وكان أول من قدَّم برناجًا في إذاعة البحرين سنة ١٣٧٨ه. ومثّل بلده في برامج الشعر، وله مساجلات شعرية، وكان خيّالًا وصقّارًا وسائقًا خاصًا للأمير محمد بن عيسي آل خليفة، وله علاقة مع رئيس الإمارات زايد بن سلطان قبل اتحاد الإمارات. زار القدس . عام ١٣٦٥ه، وكثيرًا ماكان يوفد إلى حكام وأمراء الخليج والدول العربية محمَّلًا بالرسائل. مات في ۲۱ ذي القعدة، ۳۰ تشرين الثاني (نوفمير).

له ديوان روض الشعر، وديوان شعر النبط، ومشاركة في ديوان حسن بن علي الخريش العرجاني، وكتاب الخيل العربية في البحرين (٣).

(٣) وكالة أنباء البحرين ٢/١٢/١م.

حسن بن صالح قارة بيبان (۱۳۲۷ - ۱۹۰۶ه ؟ = ۱۹۰۹ - ۱۹۸۶م) ناشط ثقافي وديني.

من مدينة بنزرت بتونس، حصل على شهادة التطويع من جامع الزيتونة، ودرّس بالفرع الزيتونة، ودرّس بالفرع الزيتوني، وتولّى إدارة أول مدرسة حرة للتعليم الابتدائي والثانوي في بنزرت (١٣٩٠هـ)، ثم إمامة الحامع الكبير فيها، وكان رئيس اللحنة الثقافية بالنادي الأدبي بالعاصمة، وأسهم في تأسيس عدد من الجمعيات الثقافية والاجتماعية، منها جمعية الرابطة العلمية، فرع جمعية الشبان المسلمين، وأول ناد للشطرنع ببنزرت، وترأس جمعية النهضة التمثيلية، وانضم إلى الحزب الدستوري الحديد.

إن تفتح بمبسيا ن (کی بنی بیسیا ئ ادرال ماحشان أحسن برحسنا دما خربتبعل يحبان منسسه عناكب البنسيان الشوارنسان العيب ون وطكذا الاشان والملق أوّل ما يُرى في الحرق كا بعنوا نْ توميعار المسسراي لست الميادك إنها من ميم مالا قيست والابر نشدان نحاسا حل اكم اللهير سف ومبعث السّلوانُ ومواتع الكيجالبلب سل ومرتبع الغز المائية هموير من شبستان وعورشاهيروا

حسن بن صالح قارة (خطه)

له قصائد ومقالات ثقافية واجتماعية منشورة، ورسائل متبادلة مع معاصريه، وخطب دينية، وأنجز فهرس المكتبة اللزامية ببنزرت، وله ديوان مخطوط(۱).

حسن صبحي = حسن عباس صبحي

(١) معجم البابطين لشعراء العربية.

حسن صبحي = حسن محمد صبحي

حسن صبحي أحمد عبداللطيف (۲۰۰۰ - ۲۲۹ ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۰۸م) (تكملة معجم المؤلفين)

حسن صبري الخولي (۱۳٤١ - ۱۶۰۳ = ۱۹۲۲ - ۱۹۸۳م) ضابط عسكري دبلوماسي.



من طنطا. تخرج في الكلية الحربية وكلية الأركان. حصل على دراسات عليا في مدارس الجيش البريطاني ومعاهد بريطانيا العسكرية. اشترك في حرب فلسطين عام ١٩٤٨م، وكان رئيسًا لإدارة فلسطين عام حلب، وكان أول ضابط مصري أنشأ مدرسة للمشاة في سورية عام ١٣٧٧ه. عمل مديرًا للمخابرات في سورية أيام الوحدة، وكان المثل الشخصي لجمال عبدالناصر ومدير مكتبه، وممثل الأمين العام للجامعة العربية من بعد، واشترك في العديد من المؤتمرات من بعد، واشترك في العديد من المؤتمرات من بعد، واشترك في العديد من المؤتمرات

وطبع له: سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين، ٢ جر (الأصل: رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر، ١٣٨٧هي)، فلسطين بين مؤامرات الصهيونية و الاستعمار (٢).

حسن بن الصدِّيق = حسن بن محمد بن الصدِّق الفماري

حسن صلاح الدين اللبيدي (٠٠٠ - ٢٠١٥هـ = ٢٠٠٥ - ٢٠٠٥م) (تكملة معجم المؤلفين)

حسن الصوّاف (۲۰۱۰ - ۱٤۳۳ه = ۲۰۰۰ - ۲۰۱۲م) (تكملة معجم المؤلفين)

حسن الصيفي (۱۳٤٦ - ۱۲۲۱هـ = ۱۹۲۷ - ۲۰۰۰م)



من مصر. تعلم الإخراج من الاستديوهات والتصوير السينمائي، بدأ حياته الفنية مساعد مخرج عام ١٣٦٦ه (١٩٤٦م)، ثم أسس شركة سينمائية للإنتاج عام ١٣٧٢ه ناس» في العام التالي، وأتبعه بإخراج عشرات الأفلام، كان آخرها «لولاكي» عام ١٩٩٢م، للكوميدي إسماعيل ياسين، وأهمها «المليونير الفقير». كما أخرج عدة أفلام في لبنان. قدم من الأفلام في تاريخ السينما المصرية، نافسه فيها حسن الإمام فقط. توفي يوم الجمعة فيها حسن الإمام فقط. توفي يوم الجمعة فيها حسن الإمام فقط. توفي يوم الجمعة

رعون اده

(٣) الأهرام ع ٢٠١٩ (٢١/١٦/٢٦٤ هـ)، و ع ٢٢٢٠٤

(٢) أعلام مصر في القرن العشرين ١٧٨. وصورته من موقع

حسن ضياء الدين بن محمد عتر (بعو ١٣٥٩ - ١٤٣٧ه = بعو ١٩٤٠ - ٢٠١٠م) من علماء القرآن.

من مدينة حلب، حصل على إجازة من كلية الشريعة بجامعة دمشق، والماجستير والدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من جامعة الأزهر، درُّس مادة التربية الإسلامية في ثانويات حلب، وشارك في كتابة مناهجها الدراسية، وانتقل إلى مكة المكرمة ليدرِّس في جامعة أم القرى، درُّس فيها علوم القرآن، وأكرم طلبة العلم هناك، وإهتم بشأنهم، ثم درَّس في كلية الدراسات الإسلامية بدبي لمدة قصيرة، وعاد ليدرِّس في فرع جامعة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة (جامعة طيبة من بعد)، وأمضى أكثر عمره بعيدًا عن وطنه، حاملًا رسالة العلم، وناشرًا للوعي، وداعيًا للخير. وبقى في المدينة بعد التقاعد مؤثرًا جوار النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن توفاه الله تعالى يوم السبت ١٢ محرم، ١٨ كانون الأول. ومن كتبه المطبوعة: الأحرف السبعة ومنزلة

القراءات منها (أصله ماجستير)، تفسير سورة الملك لابن كمال باشا (حققه وأكمل فوائده)، تفسير سورة النصر لابن رجب الخنبلي (حققه وأكمل فوائده)، فنون الأفنان في علوم القرآن لابن الجوزي (تحقيق)، بيّنات المعجزة الخالدة (الطبعة الرابعة، أظنه السابق، وأصله رسالة دكتوراه بعنوان: نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن وبينات المعجزة الخالدة)، كما طبع له كتاب بعنوان: نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، وحي الله (في سلسلة دعوة الحق)، الشورى في ضوء القرآن والسنة)، معاني الأحرف السبعة / عبدالرحمن بن أحمد العجلي الرازي (تحقيق)(۱).



حسن الطاهر زرّوق (۱۳۳۵ - ۱۶۰۰ه = ۱۹۱٦ - ۱۹۸۰م) راثد القصة الواقعية في السودان، ناقد وكاتب سياسي.



كان أبوه من التجار الأثرياء في الخرطوم بحري. وبقية أسرته في بربر، والأصول ممتدة إلى أسوان بصعيد مصر. قُبل في كلية غردون طالبًا، وتعرَّف هناك على الأدباء والشعراء من جيله، وانكبّ على قراءة الأدب الحديث والآداب الغربية، وتخرَّج مدرسًا، نُقل إلى أم درمان، ولازم حلقات النقاش. نشرت له بحلة «الثقافة» المصرية - التي كان يرأس تحريرها أحمد أمين - مقالاته كافتتاحيات. واطلع على «الاشتراكية الفابية"، فآمن بحا دون غيرها! كما طالع مؤلفات تولستوي وأندريه جيد. وكان محبًا للموسيقي العالمية، ومعجبًا ببيتهوفن وفاجنر، حتى انعكست آثارها على تصويره في قصصه. ولم يهتم بدراسة الأدب العربي القليم، ولم ينظر في التراث الشعبي السوداني. وفي العاصمة انتظم

في مؤتمر الخريجين، ثم انضم إلى الاتحاديين. وعندما تحقق الاستقلال دخل أول برلمان سوداني في ممثلي الخريجين، وباشر كتاباته في جريدة الصرخة، ثم أبعد مع اليسارين. وهو يتستم مركزًا قياديًا في التنظيم اليساري. وهو من مؤسّسي حزب الأحرار الذي تأسّس عام ١٣٦٤ه، ومن مؤسّسي الجبهة المعادية للاستعمار والحزب الشيوعي السوداني. وكان من أصدقائه في مصر عبدالرحمن الشرقاوي والخميس، وقد مضى إلى العراق، ومات هناك.

وله: عبدالصمد وبحية: قصص سودانية، موحدة العرب السيدة أم كلثوم، خطاب إلى حندي أمريكي، تعاون للنفع المتبادل: الاتحاد السوفيتي والاخطار المختلفة (ترجمة)(٢).

حسن أبو طالب = حسن عبدالسلام أبو طالب

حسن طنطاوي سليم (١٣٢٤ - ١٤٠٠ - ١٩٠٦ - ١٩٧٩م) (تكملة معجم المؤلفين)

حسن طنون (۱۳۳۵ - ۱۹۱۳ه = ۱۹۱۱ - ۱۹۹۲م) عالم جليل وواعظ بليغ.



(٣) رواد الفكر السوداني ص ٢٦١، معجم شخصيات موقمر المتريجين ص ٥٦، رحال وتاريخ ص٤٢، تراجم شعراء وأدباء وكتاب من السودان ص ٢٦٢، معجم المؤلفين السودانيين ٣٥٤/١.

(۱) موقع المتربعين ص ١٤٢، موقع قناة المخربين ص ١٤٣، موقع قناة الجزيرة ١٤٨، ١٤٨، هـ، أهل الفن ص ١٤٨. (١) موقع رابطة العلماء السويين ١٤٨، ١٤٣٢/١/١٤ هـ، وهو أخو

«نور الدين»-

ولد في مدينة وادي حلفا بالسودان، تدرَّج في المراحل التعليمية وحفظ القرآن الكريم، وتردُّد على حلقات العلم، واستفاد من كبار العلماء، أمثال محمد جنة، وإبراهيم الغرباوي، وعبدالحفيظ الشناوي، وغيرهم من العلماء والوعاظ في مصر والسودان. ثم مارس الوعظ والإرشاد وإلقاء الدروس في المساجد والزوايا والحلقات والتجمعات في أنحاء متفرقة من السودان، وكانت له دروس ومواعظ منتظمة، وزيارات متعدّدة، واستمرّ داعية إلى الله مدة عشرين سنة، وترك آثارًا طيبة، وتأثر به كثيرون؛ لصدقه وإخلاصه، ورقّة مواعظه، فكان كثير البكاء والتأثر، يُبكى السامعين، ويعيش معهم في أجواء روحانية إيمانية صافية. ثم رحل إلى الكويت، وأدى دوره الدعوى هناك أيضًا، ووعظ في معظم مساجدها، وخاصَّة مسجد الملا صالح. وهدى الله على يديه كثيرًا من الشباب، فقد كان عالماً جليلًا، وواعظًا بليغًا، وأمضى ثلاثة عقود من حياته في الدعوة والإرشاد والإصلاح بالكويت. تعرض لحادث انقلبت فيه سيارته أثناء زيارته البيت الحرام، أصيب على إثرها بشلل نصفى في الجزء السفلي من حسده، وظارً صابرًا على هذا البلاء ما يزيد على عشر سنوات، إلى أن أسلم روحه لخالقه مساء الجمعة ١١ جمادي الأولى، ٦ نوفمبر ١١).

حسن طه کتّاني (2771-1121a?= 1121-APP1a) (تكملة معجم المؤلفين)

حسن طه محمد علی (YTT1 - 1131a = 7181 - 1881a) شاعر الحماهير!

(۱) المجتمع ع ۱۰۲۵ (۱۲/٥/۲۳ هـ) ص ٤٣، وع ١٧٢٢ (١٥/٩/١٥)ص ٤٢ مماكتبه المستشار عبدالله



ولد في أم درمان. تخرج في كلية غردون قسم المعلمين. درَّس، وصار مفتّش تعليم في المدارس المتوسطة. عضو حزب الأشقاء، ثم الحزب الوطني الاتحادي، ثم حزب الأمة. كتب في شعر الزجل الوطني وألهب حماس الشعب الذي أصبح يردد أزجاله في المظاهرات السياسية، ولقب بشاعر الجماهير، وشارك بشعره في محاربة النفوذ الطائفي في الحركة السياسية، وشارك في المهرجانات الأدبية والاحتفالات.

ومن دواوينه الشعرية: هتاف الجماهير، الصادقيات (نسبة إلى جناح الصادق من حزب الأمة)<sup>(٢)</sup>.

#### حسن بن الطيب مرزوق (P371-7731a= +781-71.74) كاتب مناضل.

ولادته في قابس بتونس. تعلم القرآن الكريم، وانقطع عن التعليم بسبب الحرب العالمية الثانية، تطوع للقتال في فلسطين بسورية، وشارك في انقلاب حسني الزعيم على شكري القوتلي، سُجن في تونس والحزائر، سُجن في تونس أيام الاحتلال، وفي عهد بورقيبة لاتحامه بالضلوع في المحاولة الانقلابية عام ١٣٨٢ه (١٩٦٢م). وعمل في الحرس الوطني، كما مارس النشاط السياحي والثقافي والأدبي، وكتب مقالات في الصحف،

(٢) تراجم شعراء وأدباء وكتاب من السودان ص ١٦٥، معجم شخصيات مؤتمر الخريجين ص ٥٧، معجم المؤلفين السودانيين ٣٦١/١. وصورته من معجم البابطين لشعراء العربية، وفيه وقاته: ١٤١٥هـ، ١٩٩٤م.

وأسَّس (نادي ابن فرحان الثقافي)، وإدارة مهرجان سيدي أبو لبابة. توفي يوم الاثنين ۸ صفر، ۲ ینایر.

صدر كتاب: حسن مرزوق: حفايا حربي فلسطين وبنزرت وانقلاب ١٩٦٢م/ نور الدين بالطيب.

مؤلفاته: ديوان شعر، المدونة القابسية، تاريخ وجهاد الصحابي الحليل أبي لبابة الأنصاري، الحنّاء في الأدب والمحتمع، الحنّاء في العادات والتقاليد، من قابس إلى فلسطين ١٠٠٠.

حسن ظاظا = حسن محمد توفيق ظاظا

## حسن الظاهر الملكاوي (0071-17312=1771-1179)

طبيب جراح رائد. من مواليد قرية ملكا التابعة لمحافظة إربد

بالأردن، حصل على منحة دراسية في تخصص الطب في تشيكوسلوفاكيا، ونشر أبحاثه عالميًا لينال الأستاذية في تخصص جراحة العظام، وعمل مديرًا لمستشفى العقبة، ومستشفى الزرقاء، إلى حانب تدريسه في الجامعة الأردنية، وفي جامعة العلوم والتكنولوجيا، وكان عميدًا للبحث العلمي والدراسات العليا في الأخيرة، إلى جانب كونه جراحًا في مستشفى الملك عبدالله، وخرَّج آلاف الأطباء في الأردن، وهو أحد مؤسسى ورئيس جمعية ملكا التطوعية، وكان من أوائل أطباء الأردن. توفي يوم الاثنين ٢ ذي الحجة، ٨ تشرين الثاني. له كتب وأبحاث متخصصة تدرّس وتعتبر مرجعًا في العديد من الجامعات العربية والعالمية.

ومن مؤلفاته: مبادئ الإسعاف الأولي (مع سعيد التكروري)(٤).

<sup>(</sup>٣) الموسوعة الحرة ٢٠١٢/١١/١٧م. ووقع مقالاته باسم (أبو فيصل) في سنوات للطاردة السياسية. (٤) صحيفة الديوان ١٠/١٠/١٠ ٢م.

أبو حسن عارف حلاوي (سام ١٣١٧ - ٢٠٠٣م) المرجع الأعلى للطائفة الدرزية بلبنان، أحد أبرز رجالات الدروز.



من بلدة الباروك في قضاء الشوف. مات في أوائل شهر ذي القعدة، أواخر ديسمبر(١).

حسن عاشور = حسن بن أحمد عاشور

حسن العامري (١٣٥٩ - ١٤١٩ه؟ = ١٩٤٠ - ١٩٩٨م) (تكملة معجم المؤلفين)

حسن بن عباس سندي (۱۳۲۶ - ۱۳۲۳ه = ۱۹۰۱ - ۲۰۰۲م؟) خطاط کتبي،



من كبار أصحاب المكتبات بباب السلام في مكة المكرمة، مارس مهنة الطوافة، ودرَّس (۱) الشرق الأوسط ۲۰۰۳/۱۲/۲۸، القبس ۲۰۰۳/۱۱/۲۸.

مدرسة المسعى (الرحمانية)، وبمعهد المعلمين، وغيره. ثم كان أمينًا لمكتبة وزارة الإعلام، ومكتبة الثروة المعدنية، وكان صاحب مهارات متعددة، منها إجادته الخط، فعد ضمن كبار الخطاطين المكيين، وقد شارك في كتابة أول كسوة للكعبة المشرفة في العهد السعودي، وله لوحات نفيسة لبعض الآيات «سندي». وأجاد حرفة التجليد الإفرنجي الراقي، وكان ماهرًا في صقل اللوحات والأعمال الخشبية الدقيقة وتلوينها، أنيقًا، والأعمال الخشبية الدقيقة وتلوينها، أنيقًا، حليمًا، هادئاً، مع كمال الأدب، وحسن المعاملة، لا تراه إلا تاليًا للقرآن، أو ذاكرًا لله تعالى، أو مشتغلًا بعمل (۱).



حسن سندي (خط له)

حسن عباس شوبتلي (۱۳۳۳ - ۱۶۲۰ه = ۱۹۱۵ - ۱۹۹۹م) رجل أعمال، محسن كريم.



(۲) باب السلام ص ۲۸۸،

ولد في مدينة جدة، وتعلم في أحد كتاتيبها، دخل عالم التجارة مع والده وهو دون سن العاشرة. شارك إخوانه بعد وفاة والده، ثم استقل بالعمل التجاري، وعمل في شتى أنواع ومجالات التجارة. كسب ثقة الملك عبد العزيز، ومنها انطلق إلى مدارات أوسع وأرحب في عالم التجارة. اشتغل في الاستيراد، ولاسيما المواد الغذائية والأعمال البنكية والعقار وتجارة الأحجار الكريمة وبحال الخدمات، مثل المواصلات والصحافة والنشر والبريد وغيره. وكان من المؤسّسين لبنك الرياض. مُنح لقب وزير دولة فحري، وكان أول وزير دولة في تاريخ المملكة. نال العديد من الأوسمة والنياشين من عدة دول، وكانت له علاقات بكثير من زعماء الدول وعلمائها.

وكان من وجوه الخير والإحسان. أنفق ماله في خدمه كتاب الله الكريم، ودعم أهله وتشجيعهم على حفظه ودرسه، فجاء إنفاقه بالملايين على مسابقات القرآن الكريم برعاية رابطة العالم الإسلامي، وإعمار المساجد، وإنشاء دور لتحفيظ القرآن بالعالم الإسلامي، طبع من الكتب الإسلامية وتفاسير كتاب الله عزّ وجلَّ على نفقته ما لا يحصى، واستفاد منها العلماء وطلبة العلم، عدا مساعدته للفقراء والمحتاجين بما يُعلم، وأسهم في بناء المساجد، وقدَّم دعمًا لدول عربية، واهتم بمكة والمدينة، فكان يكثر من مساعداته لفقرائهما وزوارهما، فضلًا عن الحجاج والمعتمرين. وكان برتبة وزير «معالي». وله وصية مطبوعة حررت عام ١٤٠٤ه فيها ما يثلج الصدر لكرمه وحسن توجيه تركته. وقد توفي يوم الخميس مساء ٢٠ جمادي الآخرة ، وصلِّي عليه في المسجد الحرام، ودفن بمقابر المعلاة. رحمه الله وجزاه عن المسلمين خير الجزاء.

وأنشئ من ثلث تركته «مؤسسة حسن عباس شربتلي الخيرية» التي تحدف إلى خدمة

الجتمع، والإسلامية منها خاصة.

صدر فيه كتاب بعنوان: إنسان في إحسان/ تأليف أشرف فوزي صالح، عبدالله سراج منسی، ۲۲۸ هد(۱).

حسن عباس صبحي (2199. - 194X = 2161. - 186V) شاعر مذيع.



ولد في مدينة شُنْدي بشمال السودان، تخرّج في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة. عمل في القسم العربي بالإذاعة البريطانية في لندن (١٩٥٤ - ١٩٥٦م)، واستقال من العمل بسب العدوان الثلاثي (البريطاني الفرنسي الإسرائيلي) على مصر، عاد إلى بلاده وانخرط في الحياة الثقافية، وأصبح عضوًا بارزًا في «الندوة الأدبية»، ثم عاد إلى القاهرة لاستكمال دراساته العليا ونال الماجستير، وحصل بعدها على درجة الدكتوراه من لندن. وخلال وجوده بلندن أصيب بفقدان في النظر ألم به فجأة. فسافر إلى موسكو وأجريت له عملية جراحية خطيرة أنقذت نور عينيه. تنقل في عدة وظائف أكاديمية، كان آخرها رئاسة قسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة أم درمان الإسلامية، ثم انتقل للعمل في السعودية، فكان أستاذ الأدب الإنحليزي في كلية التربية للبنات بتبوك. ومات هناك. وكتب الشعر الحر.

من آثاره: طائر الليل (شعر). وله شعر كثير (١) ترجمته من موقع المؤسسة، وتأريخ وفاته من صحيفة

الشرق الأوسط (١/، ١/٩٩٩١م).



من مكة المكرمة. تخرج في مدرسة الفلاح، عمل موظفًا بالشركة العربية للسيارات، انتقل

> إلى العمل بوزارة المالية، وتحوَّل بعد ذلك إلى العمل بالتجارة، ثم بالصحافة محررًا رياضيًا واجتماعيًا، ثم كان مديرًا لمكتب الاستعلامات والنشر

بوزارة المالية. أصدر صحيفة «عرفات» الأسبوعية سنة ١٣٧٧هـ، وأُدبحت مع جريدة «البلاد السعودية» وصدرت باسم «البلاد» يومية، ورأس تحريرها فؤاد شاكر في ١٦ رجب ١٣٧٨ه، ثم انفرد المترجم له برئاسة تحريرها حتى عام ١٣٨٣ه، واشتهر بزاويته (على الريق)، وكان يوقع مقالاته بكنيته (أبو عبدالوهاب). واعتُبر في السعودية: صاحب أول جريدة تمنح مكافأة للكاتب فيها، وأول من أعطى الفرصة للكاريكاتير بالظهور من

(٢) ديوان الشعر العربي ١٥١/١، الفيصل ع ١٥٨ (شعبان ١٤١٠هـ) ص ١٢٢، تراجم شعراء وأدباء وكتاب من السودان ص ١٦٨، شعراء أم كلثوم ص ١٩٥، معجم المؤلفين السودانيين ٣٦٢/١. ووردت سنة وفاته في المصدر الأول (١٤١٢هـ) وورد اسم والده في المصدر الثاني «عبدالله». وصورته من موقع سودانيز أون لاين.

مبعثر في الصحف والمحلات. وطبع له كذلك: الصورة في الشعر السودائي(۲).

حسن عبدالحيّ قزّاز (ATTI - 1731a = PIP1 - +++Y4) كاتب صحفي.



خلال جريدته «عرفات»، وأول من قدّم

صفحة رياضية أوائل عام ١٣٧٥ه، وأول

من أسَّس مكتبًا صحفيًا خارج البلد، في

بيروت ثم في الخرطوم. وعاد إلى التجارة مرة أخرى واختار مهنة مقاول، وأنشأ مصنعًا

لصناعة الطوب الأحمر. توفي في جدة يوم

السبت ۲۲ شعبان.

حسن عبدالحي قزاز رأس تحرير جريدة (البلاد)

مؤلفاته: مشواري مع الكلمة، الأمن الذي نعيشه، أهل الحجاز بعبقهم التاريخي ١٠٠٠.

عاجات العضيلة الإخ الديم الشيغ م خالد مهاه معسيس الشير به "الفلكي" يسن عيوالي قزاز

حسن قزاز (خطه وتوقيعه)

حسن عبدالرحمن البركولي الحضيري (0071-77214=1791-11.74)

من بلدة الجديد في منطقة سبها بليبيا. من عائلة الحضيري. حفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ الشريعة وأصول اللغة في المسجد الكبير على والده، وحضر بحالس العلم. نال شهادة الماجستير من قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم في القاهرة، والدكتوراه من كلية الدراسات الشرقية بجامعة إكسترا في بريطانيا. وقد درَّس في العهد الملكي،

(٣) معجم الصحفيين في السعودية ١٠٠/١ معجم الكتاب والمؤلفين السعوديين ص ١٢٥، هوية الكاتب المكى ص ٤٧، موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين ٢٠٠/٣ الفيصل ع ٢٩٢ ص ١٢٨، البلاد ع ١٦٩٠١ (٢٦/١١/٢٢)، کتابه «مشواري».

وعين محافظًا لمحافظة سبها، وعاش ثلاثة عقود في المنفى معارضًا لنظام القذافي، وقد أقام في بريطانيا، ثم استقر بالقاهرة منذ عام ٥٠٤ ه. ألقى محاضرات وشارك في ندوات، وانضمً إلى الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا ساعة إعلانها عام ١٠٤ ه، وشارك في برامج إذاعة الإنقاذ وكتب لها العديد من المحلقات، وعند اندلاع الثورة عام ٢٣٢ ه، شارك في مجالس الجبهة الوطنية وفي مناشطها الإعلامية والسياسية على مستوى عال، بعد سقوط حكم القذافي، في يوم الجمعة بعد سقوط حكم القذافي، في يوم الجمعة بعد سقوط حكم القذافي، في يوم الجمعة بعد سقوط حكم القذافي، في يوم الجمعة

آثاره الكتبية تأليفًا وتحقيقًا: أثر الثورات التحريرية العربية في الشعر في كلّ من مصر وسوريا وليبيا (ماجستير)، لبُّ اللباب ونزهة الألباب/ محمد بن أحمد الأشعري اليمني (تحقيق، دكتوراه)، الفتح والتيسير/ علي بن أبي بكر الحضيري (تحقيق، وهو نظم طويل في العقائد والعبادات)، عقيدة النساء في علم التوحيد/ محمد بن عثمان الحضيري (تحقيق)، أسئلة وأجوبتها (في الفقه المالكي)/ للمؤلف السابق (تحقيق)، أحكام التصوير والزينة واللباس، أحكام العورة والاختلاط(۱).

حسن بن عبدالرحمن السقّاف (۱۳۳٤ - ۱۶۰۰هـ؟ = ۱۹۱۵ - ۱۹۸۵م) أديب وشاعر تربوي.



(۱) مما كتبه شكري السنكي في يومية (ليبيا اليوم) ٢٠١١/١٢/٢١م.

ولد بذي أصبح من قرى وادي حضرموت، تلقّى تعليمه الشرعي وفنونه الأدبية على والده مفتي حضرموت الشيخ عبدالرحمن بن عبيدالله السقاف، إضافة إلى عدد من الشيوخ بمدينة سيؤون، وظلّ في الحديدة سنوات طويلة، ثم درَّس في السعودية سنوات قليلة، وعمل فيها محررًا بمجلة المنهل، عاد إلى سيؤون وأصبح عضوًا في مجلس الشعب بعد الاستقلال، أسهم في تأسيس وتنشيط فرع الاستقلال، أسهم في تأسيس وتنشيط فرع درًس بمدرسة سيؤون الثانوية إلى يوم وفاته في شهر أكتوبر، وكان من أوائل من كتب الشعر الحرَّ مع باكثير.

وله من المطبوع: إلى فلسطين (مسرحية شعرية)، ديوان ولائد الساحل، دولة العرب، عبر وعبرات.

ومن كتبه المخطوطة: مواليد الغواية (لغة) [وفي مصدر: مواليد لغوية، وأنه ديوان شعر؟]، جزيرة العم حزام (مسرحية)(٢).

## حسن بن عبدالرحمن النتيفي الجعفري (١٣٣٧ – ١٣٩٩ه = ١٩١٨ – ١٩٧٨م) عالم شاعر،

من فاس. أخذ عن مشايخ العلم حتى صار عالماً، ثم تصدّى للتدريس، وناب عن والده بعد وفاته في الإمامة والقاء الدروس في المسجد اليوسفي، التي استفاد منها جمهور من عامة الناس في أمور دينهم ودنياهم، ومات في شهر يوليو.

ترك ديوان شعر، وبحموعة تآليف، منها: تحفة الرسائل في أنواع المسائل، تنبيه أهل الإيمان لبعض أحبار النبي عن هذا الزمان، كتاب حول فلسفة التشريع الإسلامي،

ترجمة مطولة خصّ بما والده، صدر مختصر لها بعد وفاته<sup>(۱)</sup>.



حسن عبدالرزاق الحكيم (١٣٠٤ - ١٤٠٢ه = ١٨٨٦ - ١٩٨٢م) سياسي إداري وزير.



ولد في دمشق. درس في المدارس العثمانية بدمشق والآستانة. شغل منصب مدير الشعبة المالية الثانية لمكتب اللوازم العسكرية في العهد العثماني، ومفتشًا للمالية في العهد الفيصلي، ثم مديرًا عامًا للبريد. هاجر إلى شرقي الأردن ليعهد إليه بمنصب مستشار المالية، اعتقل في جزيرة أرواد من قبل الفرنسيين، اشترك في الثورة السورية فحكم عليه بالإعدام، فالتجأ إلى فلسطين ليعين مديرًا للبنك العربي بيافا. أسهم في تأسيس مورية ليعين مديرًا عامًا للأوقاف الإسلامية. المورية ليعين مديرًا عامًا للأوقاف الإسلامية. وفي عام ١٣٥٨ه صار وزيرًا للمعارف، وفي

(٢) وترجمته من كتابه عبر وعبرات، الملتقي الثقافي الحضرمي

(1731a).

<sup>(</sup>٢) معلمة المغرب ٢٢/١٠٧٤،

17 أيلول ١٩٤١م عهد إليه برئاسة مجلس الوزراء، ورأس الوزارة مرة أخرى. وكان في عام ١٣٤٣ هسكرتيرا لحزب الشعب الذي كان يرأسه عبدالرحمن شهبندر. ومنذ عودته إلى دمشق عام ١٣٥٦ه لم ينتم إلى أي حزب، وبقي يعمل مستقلًا.

له مذكرات صدرت بعنوان: مذكراتي (٢ مج).

وله أيضًا: عبدالرحمن الشهبندر: حياته وجهاده، الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية في العهدين العربي الفيصلي والانتدابي الفرنسي ١٩١٥ - ١٩٤٦م(١).

حسن عبدالسلام (۱۳۴۵ – ۱۹۲۷ه = ۱۹۲۷ – ۲۰۱۳م) غرج مسرحی.



من مواليد القاهرة، درس الإخراج المسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحية متمنيًا أن يصبح ممثلًا، ولكنه اتجه إلى الإخراج، فعمل مديرًا للمسرح الحديث، وللمسرح الغنائي، ورأس قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية عام ١٣٩٩هـ (١٩٧٩م) ومن إنجازاته في المسرح: مسرح السامر، مسارح القرى من النوبة إلى مرسى مطروح، الفرقة النموذجية المثرات من للثقافة الجماهيرية. أخرج العشرات من للثقافة الجماهيرية. أخرج العشرات من الأعمال الكوميدية على مدى أكثر من نصف قرن، وصلت إلى ٢٠٠٠ عرض، واعتبر هذا أكبر رصيد مسرحي لمخرج مصري،

(۱) عبقریات وأعلام ص ٥٩، معجم المؤلفین السوریین
 ص ۱۳۷، موسوعة أعلام سوریة ۱۸۹/۲ الموسوعة العربیة
 (السوریة) ٤٥٨/٨. ورسمه من موقع تاریخ سوریا المعاصر
 بالصور – معهد الشام.

منها: عطشان يا صبايا، سيدتي الحميلة، فارس بني خيبان، ولقب بشيخ المخرجين، توفي ليلة الثلاثاء آخر شهر شعبان، ٩ يوليه(٢).

#### حسن عبدالسلام أبو طالب (۱۳٤٩ - ۱۶۰۰هـ = ۱۹۳۰ – ۱۹۸۱م) مقاعاً:

من مركز قليوب بمصر. حفظ القرآن، وتعلم القراءات والتجويد بجمعية المحافظة على القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف، ثم تلقًى القراءات على كبار قرّاء عصره، وكذلك التفسير واللغة العربية والفقه. من شيوخه: عامر بن السيد عثمان، محمد سليمان الشندويلي، خضر عبدالسلام أبو طالب. أمَّ في مسجد بقليوب، وعيِّن شيخًا لمقرأتها بمسجد سيد عواض (٣).

#### حسن عبدالظاهر = حسن عيسى عبدالظاهر

حسن بن عبدالقادر باحفظ الله (۱۳۲۸ - ۱۹۲۸ = ۱۹۲۸ - ۲۰۰۲م) أكاديمي علمي، إداري إسلامي، مستشار.



ولد في مكة المكرمة، ودرس بحا المرحلتين الأوليين، والثانوية في الرياض، حصل على إجازة في العلوم من جامعة الملك سعود تخصص جيولوجيا، وعلى الدكتوراه من

 (۲) السينماكوم (إثر وفاته)، العربية نت ۱٤٣٤/٩/٢هـ، بوابة فيتو ۲۰۱۲/۷/۱ م وإضافات.

(٣) إمتاع الفضلاء ٢/٢٥٠.

بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة، وأصبح رئيسًا لقسم المعادن والصخور بها، ورئيسًا لعشائر الحوالة في الجامعة، ورئيسًا للجنة قاموس المصطلحات الجيولوجية. أعيرت خدماته إلى رابطة العالم الإسلامي ليشغل فيها مدير عام التعليم والثقافة والبحوث، ثم أمينًا مكلفًا لهيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ومديرًا تنفيذيًا للجنة الاستثمار بميئة الإغاثة الإسلامية العالمية. شغل عضوية العديد من اللجان، واختير مستشارًا لجهات عدة، وشارك في تأسيس بعض الهيئات الإسلامية، مثل هيئة الإغاثة، والمركز الثقافي الإسلامي لرعاية المسلمين الجدد، ثم كان مستشارًا لأمين الرابطة ومديرًا عامًا لإدارة الهيئات والمؤسسات المستقلة بالرابطة، عليه رحمة الله<sup>(1)</sup>.

جامعة برستول جنوب غرب بريطانيا. درّس

## حسن عبدالكريم القدُّور (١٣٦٠ - ١٤٢٧ه = ١٩٤١ - ٢٠٠٦م) تربوي وكاتب إسلامي.

من مواليد كفر زيتا التابعة لمحافظة حماة بسورية، تخرَّج في دار المعلمين بحلب، ومن كلية الشريعة بجامعة دمشق، من أساتذته الشيخ محمد الحامد، ووهبة الزحيلي، ونور الدين عتر. درَّس في عدد من المحافظات، وفي السعودية، وسافر إلى عدد من البلدان العربية والأجنبية بحدف الدعوة إلى دين الله. وكان محبًا للعلم، ولجالسة الصالحين. توفي فجر الأحد ٧ شوال، ٢٩ تشرين الأول. كتب العديد من الرسائل العلمية والدينية، معظمها غير مطبوع، عدا بعض الرسائل التي معظمها غير مطبوع، عدا بعض الرسائل التي طبعت مفردة، منها: الفوائد، آمنت بالله، التوحيد، بيت الحكمة، علاج السحر (٥٠).

 <sup>(</sup>٤) المدينة (١٤٢٣/٦/٤هـ)، الندوة (بالتاريخ السابق)،
 الداعي (شجان ١٤٢٣هـ) ص٤٦، العالم الإسلامي ع ١٧٥٨ (١٤٢٣/٦/١٤هـ).

 <sup>(</sup>٥) مما كتبه تاج الدين القسوم في موقع بواية المحتمع المحلي لمنطقة كفر زيتا (٤٣٦ ١هـ).